

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

40 te. 205

### יהוה



. •

. .

## ΙΩΑΝΝΟΎ ΤΟΥ ΖΩΝΑΡΑ ΕΠΙΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΩΝ.

# IOANNIS ZONARAE EPITOME HISTORIARUM.

CUM

CAROLI <u>D</u>UCANGII SUISQUE ANNOTATIONIBUS

EDIDIT

LUDOVICUS DINDORFIUS.

VOL. V.



LIPSIAE ...
IN AEDIBUS B. G. TEUBNERI.
MDCCCLXXIV.

RED. A.y. 28, 1879.

LIPSIAE: TYPIS B. G. TEUBNESS

### CODEX MONACENSIS

n. 324 cum editione Ducangii collatus.

P. 1 huius ed. inscriptio est Χρονικός τοῦ τιμιωτάτου μοναχοῦ κυρίου ἰωάννου ζωναρᾶ : • 4 καὶ καθ'] καθ' έαυτοῦ] έαυτοῦ, et οῦ margo r., i. e. manu rec. έαυτοῦ etiam A, qui eandem constructionem infert vol. 1, p. 287, B, ubi φυγὴν τοῦ Κουμάνου κατεψηφίσατο mutat in τῷ κουμάνω. Et sic omnes Annae Comn. p. 146, B: Σιγὴν αὐτῷ καταψηφιεῖσθαι, pro αὐτοῦ 6 οὐκ οἰκονομήσαντος] οἰκονο-

μήσαντ, sed og margo r. 7 ἐπειδή] ἐπεὶ δὲ, sed ἐπειδή

margo r. 15 έπὶ τοῖς] έπὶ.

2, 1 ὑπεραπολογήσομαι] ὑπεραπολογήσωμαι, ὑ ante π inserto r. 5 πείσηται] πείσεται σοί τι Ducang.] σοὶ ut ceteri: quod notavi, alioqui mera Parisinae vitia omittens, ut p. 1, 4 μεταναστεύσοντα pro μεταναστεύσαντα 8 τάς τε ἄλλας] οm. 11 στρατοπεδείας] στρατοπαιδείας, sed ε margo r. 14 αὐλώνων] αὐλαίου, sed cum ductu super αίου, quo alibi genitivus pluralis indicatur, ut in sequenti χρημάτ pro χρημάτων: αὐλώνων margo r. 18 πρὸς τὸ γράφειν] οm.

20 διαλόγον] διαλόγους 22 ετεροδοξούντων] ού per πρendium pro ου, ούν margo r. 23 συγγράφωνται] γράφονται, sed ω margo r. 28 δήσεσι] χρήσεσι, sed

ιεσι margo r. 32 προφέρειν προσφέρειν.

3, 6 μάταιον] μάταιος 14 ὅδε] ὧδε, sed ὅδε margo διειλέχθη] διελέχθη 15 πθέσβεσιν] πρέσβευσιν, margo r. 18 τριβαλλῶν] τριβαλῶν 27 αὐτὰς

τὰς] αὐτὰς, et αὐτὰσ τὰσ margo r. 30 μήτε τὸ ἦθος] μήτ' ἦθος.

4, 8 με] μεν 12 επιτεμόντα διήγησιν] διήγησιν επιτέμνοντα 17 οὖν] om. 19 την γνώμην] τη γνώμη

ξαστώνη] erasum ξαστω initio paginae, quippe scriptum iam v. ult. praecedentis 23 δέ με] δέ γέ με 27 θυς.] θης et v margo r.

5, 7 κλυδώνια] κλύδωνα ἐπίπαν] πᾶν margo r. ad hunc versum, quod huc referendum 15 οὕτε] οὕτω, et οὕτε margo r. 17 παρὰ] om. 23 ὁ συγγραφεὺς] om.

6, 2 φράσεσιν] φράσεσι 3 δ' αν] δὲ παραφράσω] παρεμφράσω 4 ἰδέαν] ἰδαίαν, et ε margo r. μου μοι, et μου margo r. 14 όσα] όσα δ 16 ἀλλοιότερον] ἀλλοιώτερον 21 ἀπαγαγόντος] ὑπαγαγόντος εἰς δὲ Σ. μετοικίσαντος] οm. 23 τῆς] τοῖς, et ἡ margo r. et ἐπενηνεγμένοις cum η 27 ἐκκεχώρηται] συγ margo r.

28 την τῶν] την, non item 31, ut perhibet Pinderus,

ubi sic alii.

7, 15 εὐπορίας] ἀπορίας 17 καὶ τὰ] κατὰ, et καὶ τὰ margo r. 25 ἐκείνου θανόντος ἡ ἐκείνου βασιλεία] ἡ ἐκείνου βασιλεία θανόντος 26 Ἐπιφανοῦς] περιφανοῦς, sed ἐπὶ margo r. 30 πόσου] πόσοις, et ον margo r. 31 ἐκ τῆς] τῆς 32 τῆς ὑπ'] ἐπὶ.

8, 6 διενεχθέντων] διανεχθέντων, et ε margo r. 10 Αυτιπάτοου] δ άντιπάτοου 26 κάκ τίνος ἔσχηκε] καὶ τίνος ἔσχε καὶ 29 οἰκιστὴς] οἰκιστὴς καὶ ὅπως]

όπως.

9, 1 Σούπερβος ] σέπερβος 3 ἀριστοκρατείαν — δημοκρατείαν] -άτην bis 11 τῶν ὑπάτων ἐγένοντο] ἐγένετο τῶν ὑπατειῶν, postremum quidem cum A 13 ἐκ] οm. 23 ἐπικαταλαβών] καταλαβών 27 Βροῦτον] βροῦχον, et τ s. v. r. 30 καὶ ὡς] καὶ.

10, 6 έφ' ὅσον] ὅσον, et έφ' margo r. 15 Κωνστάντιος] κωνσταντίνος 16 Χλωρός] χλορός, et ω margo r.

21 ούτος] ούτως 22 σταυρικοῦ] quum compendio scriptum sit στρϊκοῦ, margo r. ξαυρι 30 ἐφ' ὅσον] ὅσον 32 Κωνσταντίνου πόλξι] κωνσταντίνουπόλει.

11, 1 τίνες] τίνος, et ε margo r, 4 κατά] μετά 9

αρρητον vulgo additum] αρχήν, scriptum αρ, et αρρητον margo r. in annot. v. 6 ἐπὶ] κατὰ margo r. 9 συναγαλλώμενον] συναγαλλώμενον, quod reponendum pro eo quod Pinderus intulit συναγαλλιώμενον. Alterum ego tacito posueram ad Stephanum 14 χρησάμενος] χρησάμενον 15 ταξιάρχας] ταξιαρχίας recte, sed άρχασ margo r. 17 post illud ἐνθυμήσεως, quo finitur appendix ab me eiecta, codex eodem versu continuo pergit his sex versibus, quos ego repetii ut sunt in illo divisi: κα-

τὰ τὸν ὅντως οὐρανομήπη Θεολόγον γοηγόριον (4 fere litterarum spatium) οὕτω δὲ διατρα-(8 fere litt. spatium) νοῦν (6 fere litt. spatium) τα (8 fere litt. spatium)

πρα καὶ υίὸν καὶ πνα τὸ άγιον α ἡ θεότης (3 fere litt. spatium)

(dimidius versus vacuus) γρηγόριον οὕτως το θείον πρώτον μὲν τὰς ἀγγελικὰς οὐσιοῖ δυνάμεις, λειτουργούς τε καὶ ὑμνωδοὺς τῆς ἄνω λαμπρότητος. Pinderus igitur quod perhibet illud δ', quod cum aliis libris duobus p. 12, 1, deletum est post θεός, deesse etiam in hoc, referendum potius ad versum 7, ubi hic codex οῦτως tantum pro οῦτω δ' ἔσον, illa vero verba θεὸς δ' ἔσοι μὲν omnino non habet.

12, 7 οῦτω δ' ἔχον] οῦτως τὸ θεῖον 8 οὐρανίους δυνάμεις] οὐσιοῖ οὐνάμεις καὶ οὐρανίους 11 χυθῆ] χεθῆ, sed v margo r.

13, 6 εγκεκριμένοις βιβλίοις] εγκεκρυμμέναις βίβλοις, sed ιμέναισ margo r. 12 εναποληφθ.] εναπολειφθ. 24 καὶ σπέρματα: Εδει γὰρ] ὡς εντεῦθεν ἀναφαίνεσθαι πρότερον 25 κοσμηθηναί] σαν margo r., quum deberet εῖσαν: ita accipiendum Pinderi ,,κοσμηθεῖσαν C. '', quod non est in textu 26 ἄνθεσι καὶ τοῖς] om.

14, 1 ενα] ως ενα, sed infra ως lineola r. 3 καὶ σηα] pro his lacunam totidem litterarum, unde post παρέντο addit δὲ margo r. 8 ἡμέτερα] quum addidisset quae
go sequintur μεγάλην καὶ ἀψευδῆ τὴν ἰθύτητα καὶ ἀφέχν, pro sequentibus τῷ πέμπτη δ' αὖθις — 17 τὴν γῆν]
κατὰ δὲ τὴν πέμπτην ἡμέραν τὰ μὲν ὕδατα πᾶν γένος

πτηνών προήγαγον, ή γη δ' αὐθις ψυχὴν ζώσαν, τετράποδα ζώα· τὸ θεῖον ἐξηκτο σύμπαντα πρόσταγμα. ψυχὴς δὲ ζώσης ἐξαγωγὴν ή γραφὴ προσαγορεύει κελευσθηναι τὴν γην 18 ἡ μὲν γὰρ τῶν ἄλλων ζώων] διά τοι τοῦτο καὶ ζῷον 23 ἀλλὰ] ἀλλ' ὡς 24 ἐνῆκεν] ἀνῆκεν.

15, 10 Επλασε] Επλασεν 17 οὖτε γὰς ἡ φύσις αὐτῆς καὶ ἡ οὐσία καταληπτή] οὖτε γὰς ἡ φύσις καταληπτή ταύ-

της 18 διεπέπλαστο διαπέπλαστο, ct ε margo r.

16, 8-15 καὶ ἄμφω] διιών χώραν καὶ πάσαν την γην κυκλών εὐιλάν. τῷ δὲ δευτέρφ ποταμῷ γεών τοὔνομα. δηλοι δε τούτο πολύ. νείλος δ' ούτος τοίς Ελλησι κέκληται. οδτος έστιν ό κυκλών πάσαν την γην αιθιοπίαν. ό δέ γε τρίτος τίγρης ἐπονομάζεται, τουτέστιν ήγων. ὁ δὲ λοιπὸς εὐφράτης έστιν, ήτοι φορά, ήγουν κίνησις. και άμφω. Formam Tlyons etiam A habet et hic et vol. 1, p. 586, D, sed ubi una cum Vindobonensi et Monacensi praebens Tlyonv suspectum reddit quod hic quidem est etiam in plerisque losephi, Vaticano tamen Tlyoic praebente. Nam Tlyonv nemo dixisse videtur, sed Tlyow aut Tlyonτα, ut apud Theophylactum quoque Hist. p. 25, C, et Cedrenum p. 396, B, pro Tlyonv restituendum sit Tlyouv, ut uterque semper dicit Τίγοις et Τίγοιδος 19 υπνώττοντος του 'Αδαμ υπνώττοντι τῷ ἀδὰμ 23 μακαρία διαγωγή] ἐν μακαρία διαγωγή.

17, 11 'Αδάμ ὑπάγει] ὑπάγειν, deleto ν ead. m. rec.

quae omissum Aδαμ supplevit.

18, 5 ἐπενόησε καὶ πρῶτος ὅρους ἐπήξατο γῆς, πονηρίας καθηγητης χρηματισθείς. καὶ πόλιν εἰς ὄνομα τοῦ 
πρωτοτόκου υίοῦ αὐτοῦ Ἐνῶς ἀκοδόμησεν. υίὸς δὲ τοῦ 
Ἐνῶς Γαϊδάδ, υίὸς δὲ τούτου Μαλελεήλ, τοῦ δὲ Μεθουσάλα, οὖ Λάμεχ υίός] ἐπενόησεν τούτφ γεννᾶται παῖς 
ἐνώς, ἐξ οὖ γαϊδάδ, ἀφ' οὖ μαλελεήλ τῷ δὲ μαθουσάλα 
τίκτεται λάμεχ υίός. In marg. asteriscus r. 13 προβατείαν] προβατείαν νέμειν ἐπενόησε] ἐπενόησεν 23 
δὲ] οm. 24 ἔτη τὰ πάντα ζήσας Σηθ] ζήσας τὰ πάντα 
σηθ 25 ἐξέλιπεν] ἐξέλιπε.

19, 1 ενναπόσια και εξήκοντα] ξ' (signum numeri 900 simillimum litterae ξ) και εξ (sic) 15 τοις τρισί τρισί

22 έκ τῶν] τῶν έκ 29 προσώχθισε] προσώχθισαν perspicue.

20, 1 Νῶε] νῶε δὲ 2 δι' ἐπομβρίας] οπ. 6 πηξέων] πήχεων 8 ἐν ἢ αὐτός τε καὶ οἱ παίδες σὺν αὐτῷ] αὐτὸς δὲ καὶ οἱ παίδες ἐν αὐτῷ, et σὺν margo κ 9 ἐνθέμενος] ἐκθέμενος, et ν margo r. 12 ἐκάστου] ἀμφοῖν δέκατον] δέκατος, et ν margo r. 14 ad διπλῆν — δύο, quae vulgo legebantur pro iis quae ego ex melioribus recepi, βσμβ margo r. 17 ἐπὶ πήχεις πεντεκαίδεκα ὀρῶν ὑψηλότερον] ἐπὶ πήχεις ϊέ τὰ τῶν ὀρῶν ὑψηλότερον τὸ

(-0) 18 λήξαντος δέ γε] λήξαντός γε, sed δε margo r. 19 ελαττουμένου Duc.] ελαττονουμένου 20 τινί] om.

23 ἡμέρας] asteriscus r. super σ (pro quo ἡμέραν A) 26 ἐξῆλθον] ἐξῆλθε 29 ἔθυσε] ἔθυσαν 31 δὲ

καὶ τοῦ] δὲ τοῦ 32 πολλοὺς] πολλάς, et οὺσ margo r.

21, 5 τοιουτονί] τοιούτον 9 ἐν ὅμβοφ] ὡς ἐν ὅμ-βοφ τὸ ἐν] τὸ οm. 11 τριακόσια] pro τρ, quod est in rasura, haud dubie pr. δ, ut A καὶ πεντήκοντα] πεντήκοντα 16 βοαχύτητα] τραχύτητα et βρ margo r. 19 ταῖς τροφαῖς ἐπιτηδειοτέρας κεχρῆσθαι] τὰς τροφὰς ἐπιτηδειοτέρας (pr. - ρους, ut videtur) κεχρῆσθαι, et ταῖς margo r., sequentibus syllabis - ας lineola notatis 21 διὰ] οm., sed addit margo r. 22 τε καὶ και 26 τοῦ Νῶε] νῶε.

sed addit margo r. 22 τε καί] και 26 τοῦ Νῶε] νῶε. 22, 8 δέ τις] δὲ 10 γενναιότερος τῶν ἄλλων ὑπάρχων] γενναῖος (ut A) τῶν ἄλλων ὑπάρχων (non κατάρχων, ut A), sed ότερος margo r. 12 πλίνθου] καὶ πλίνθου, lineola notato καὶ r. 18 σκίδνανται δὲ] σκίδνανται

28 τους του, et τουσ margo r.

23, 4 ἐκγόνων] ἐγγόνων 8 Θοργαμᾶν] θοργαμᾶ 10 ἀρχηγέτης 13 ἀξιολογωτ.] ἀξιολογοτ. 21 ή] om. 28 Μεσρὲμ — Μεσραίων] μεστρὲμ — μεσραίων, sed 24, 2 et 4 μεσρὲμ 30 μεσρὴν] μεστρὴν 2 Φόντην δὲ] καὶ φόντην.

24, 3 συνοικίσας] συνοικήσας, subscripto ead. m. ι sub η 6 διεφύλαξεν] διεφυλάξατο 7 ή ἐκείνου μερίς] initio rsus omissa cum lacuna 8 Σιδώνιος] σιδάνιος, et ω argo r. ἐν Φοινίκη πόλιν ἀνέστησε Σιδώνα καλέσας αὐ-

τήν] γῆν περσίδα καλέσας αὐτήν 10 Μακεδόνες κατώκισαν, τὴν δὲ πόλιν Πτολεμαῖος Ἐπιφανὴς λεγόμενος Ἐπιφάνειαν μετωνόμασε] μακεδόνες κατώκισαν, τὴν πόλιν πτολεμαίων ἐπιφανοῦς λεγομένου ἐπιφάνειαν μετωνόμασαν, confusa vulgata cum ea quam A praebuit scriptura 14 τοῦ] addit margo r. 16 ἀρχηγέτας] ἀρχίγέτας 20 post προσηγόρευσεν addit οῖ λυδοί μετέπειτα προσεκλήθησαν, infra quae linea r. 26 Ἑβερ] ἔβερ hic et 30 30 Ἑβραίων] ἐβραῖοι.

25, 3 ποοπάτωο] ποοπάτοο sic ead. m., sed ω margo r. 9 τον] om. 25 όντω καὶ δέκα] όντωκαίδεκα 31

δίκαιος καὶ δίκαιος.

26, 4 επηγγέλλετο] επηγγέλετο 5 διαδεξόμενον] διαδεξάμενον 6 ή] om. 22 όθεν οῦτω] οῦτω δὲ 24 τρισκαιδέκατον ετος] δεκατρία ετη 32 ὀνομασθείση]

ονομασθήναι, et σθείση margo r.

27, 4 άδουνθέντος δὲ τοῦ Ἰσαὰκ ἢ ἀνδοωθέντος κατα τὸν Ἑβραῖον Ἰώσηπον] άδουνθέντος δὲ Ισαὰκ, ἀνδοωθέντος δὲ κατὰ τὸν ἑβραῖον Ιώσηπον 7 κελεύει] οm. 14 παρέχει απρέχειν cum lineola infra ν r. 23 ἐκ Μεσοποταμίας θυγατέρα] δυγάτης, et τέρα margo r. 31 τὸ ὄνομα καθ Ἑβραίους] τὸ ὄνομα τοῦτο.

28, 4 φαγών] om. εὐλογήσω] εὐλογών εὐλογήσω 5 ἀποθανεῖν] θανεῖν 12 παρεσκευασμένων] -νου,

sed ων margo r. 24 δε δ'.

29, 8 Καρράν] χαράν, sed καβράν punctis infra positis margo r. 16 δξ] δ' 22 ἐπενεκάξει] ἐπενεγκάξει 30 τῷ ἀνδρὶ καὶ] τῷ παῖδα δὲ γεννῆσαι, sic prorsus 32 δηλοῖ] λέγεται: v. p. 30, 15.

30, 2 βεβαιωτήν] βεβαιωτικόν ου] ών, sed ου margo r. 15 λέγοιτο] λέγεται, ut p. 29, 32 23 δύω] δύο.

31, 13 γίνεται] om., sed addit margo r.: unde intelligitur quomodo καὶ δς ἠρεύνα, quod ex A recepi, primum in ἡ ἔρευνα, deinde in ceterorum librorum vitia καὶ γίνεται ἡ ἔρευνα νει καὶ ὡς ἡ ἔρευνα γίνεται sit depravatum

19 δὲ] δ΄ 29 Φανουὴλ] φανοὺχ, sed ἡλ margo r.

32, 1 ύπαντήσαντος] ύπαντήσαντι 2 τοῦ] τῷ 3 ἀπηλλάγη] ἀπηλλάγει, et η margo r. 4 Σίπιμα] σίπημα

8 Σιπιμιτών] σικήμων 9 Δείναν] δείνα hic et 17 18 ἄρρενες] ἄρενες 19 δώσομεν] δόσωμεν 21 πονηρώς] πονήρως 24 ο γαλεπαίνοντι] ώ γαλεπαίνοντος 26 δ] om.

33, [4 in marg. omissus numerus 9] 10 τούτου] τούτο 12 χοοίαν χοόαν, ut alibi, velut p. 34, B πλέον] om. ut A, addit margo r., sed post ηγάπα non habet μαλλον, ut A, quocum non convenit Iosephus, qui πλέον, non μαλλον 18 δε δ'.

34, 1 Σικίμοις ] σικήμοις 6 μετριώτερον ] τὸ μετριώτερον 21 ενδύσας ενδύς 22 Πετεφρής πεντεφρής hic et 26 26 διατεθείσης] διατεθείσα προσα-

γαγούσης | προσαγούσης.

35, 13 εὐπραγήσαντα] εὐπραγήσαντος 17 τούτφ] τοῦτο, sed τούτφ margo r. 20 βοράν βορράν 22ένυπνίων post διττάς μέν] om.

36, 4 τοῦ έλους] om. 8 καὶ κεκλ.] κεκλ. 13 έχουσι] έχει σοι 15 πονοῦν] πονεῖν, sed οὖν margo r. 20 των τον 29 προσηγόρευε προσηγόρευσε 30

Ψοθομφ. τοθομφ. ut Wolfius.

37, 2 τοῦ] τοῦ τὴν 'Ηλίου πόλει] ἡλιουπόλει, quod praeserendum videtur apud recentiores, ut Κωνσταντινούπολις et alia 5 την — έλευθερίαν τα — έλεύθερα ώνησαμένους] ώνησομένους 26 συνεπάγοιντο] προσεπάyouvto.

38, 2 σίτον] om. 6 καὶ τον] τον 14 συνείγεν] συνημεν, sed είχεν margo r. 25 δε δ' 30 είς προς.

39, 4 Ήλίου πόλει] ήλιουπόλει 18 έγκώμιον] έγκώμια μη om., addit margo r. 21 συνδιαιρούμενοι] συνδιαιφούμενω, corr. margo r.

40, 11 οτι | ότε 15 ακμάζοντας | ακμάζοντες, sed ασ margo r. 19 δε om. 21 κομίζεται] κομίζει 26 προσήσεται προσίεται 31 αὐτοῖς] αὐτῆς.

[41, 15 ξαυτοῦ corr. αὐτοῦ.]

42, 2 et 3 'Αμαρὰμ] άβραὰμ 4 δὲ] δ' φανερός φανερός ήν, sed 2 et 1 super utrumque voc. r. 23 αὐτῶν] αὐτῶν, sed οῦ margo r.

43, 4 κατά την όδον έκείνην] κατ' αίθιόπων 9 Σα-

βάν] βασάν 13 θυγάτης — ὅλισθε] θυγατέςα — ὅλισμε, corr. r. Μωυσέως] μωυσέος, ut 16 22 ἐπέθετο] ἔθετο, sed corr. r. 30 ὁ] om.

44, 2 ή] om., addit margo r. 6 τε] om. 10 ἐπηγγέλλετο] ἐπηγγέλετο 17 χυθὲν] χεθὲν 19 Γηφσών]
γηφ, quod videtur esse γηφάν, ut Γηφσάμ LXX 28 ἐπαοιδῶν] λαοιδῶν 29 Μωυσῆς] μωσῆς 32 κατήσθιεν] κατήσθιον.

45, 9 Μωυσέως] μωυσέος 11 καὶ ἐν] καὶ 29

rou om.

- 46, 10 ξξακόσια] ξξακόσιοι, corr. margo r. 12 όπλιτων οπλίται 13 γεγονότα γεγονότι, corr. margo r. 14 αυτώ] αὐτοῖς 20 τὸν ἵππον] τὴν ἵππον 23 καὶ τὰ τούτου 25 ξύμπαντες] om.
- 47, 8 Μὰς et 9 μὰς] μὰν et μὰν 14 γλυκανθῆναι] γλυκανθέντος 16 φρέας] ὅδως, ut A, recte 21 συλλαβόντες] συλλαμβάνοντες 29 εἰς] ἐς 30 ἄβροτον] ἄβρωτον, ut ego scripseram:  $\alpha$  et proxima littera in rasura:  $\beta$  margo r.
- 48, 1 έχρήσαντο] έχρήσατο 2 έν τῆ ἐρήμω] ἐκ τῆς ἐρήμου 3 Μωυσέως] μωυσέος 18 πονούμενος] ποιούμενος, sed ν margo r. 19 έκατέρωθεν οὖν ἀνέχειν] έκατέρω οὖν τὲ ἀγαγών ἀαρών καὶ ώρ τοὺς ἀδελφοὺς ἐπιστήσας ἀνέχειν, cum + in marg. r. 25 τὴν ἐξ Αἰγύπτου ἔξέλευσιν τὴν ἐξέλευσιν αἰγύπτου 26 Μωυσῆς] μωσῆς δὲ] καὶ.
- 49, 4 καὶ κατὰ πεντακοσίους ετέρους] καὶ πεντακοσίοις ετέρον, fere ut A. 6 ποιεῖν post τριάκοντα 9 εκείνου υποθήκην] ὑποθήκην ἐκείνου 19 προσάγει] προάγει 25 αὐτῷ vulgo additum] om. 28 ἐξ] δι'.
- 50, 7 σου] om. ut A, recte ἀφίης] ἀφείς, et ίης margo r. 10 τοῦτον] om. 17 περί] ἐπὶ, ut A, recte καὶ οῦτως—καθαροίων] om., medio versu qui incipit ἐπὶ τὴν, desinit καὶ ζώων, nonnisi dimidia eius parte vacua relicta 19 τε] om. ut A, recte 24 ὅτι] om. 32 τῆς Μαριὰμ] μαριὰμ.

51, 2 δε καί] δε 17 περικεκαλ.] περικαλ. 29 Έβραίων ξεραίον.

52, 2 δ θεὸς] inter haec et 5 μόνην, quorum illa versum finiunt, hoc inchoat, integer versus vacuus relictus 7 πάνυ] πάλιν perspicue ως] om. et ωστε margo r. 8 Μωμσῆς] μωσῆς 21 ὑφηγῶνται] ὑφημῆνται, et ὑφηγῶνται margo r. 22 διέγνω] διέγνωπε 28 Μανασσῆν] μανασσῆ.

53, 3 την] γην 17 Μωυσης] μωσης et 20 et 25 ελείτενον] εκετεύειν 25 ελείντες] ελ | ελπόντες duodus in versibus 26 ελτα-27 θεοῦ et καλ ολ μεν έπεσον desunt, vacuis spatiis in versuum initiis, qui incipiunt καλ προσβαλόντες et oλ δε ελς primique sunt folii 21 r., relictis.

54, 9 δε δ' ut Wolfius et haud dubie A 13 δε δ' 15 Μωυσης μωσης, ut 25, 27, 28 24 επήνησε επήνεσε, ut Wolfius et haud dubie A, etsi tacet Haasius: eximendum igitur hoc iis de quibus dixi praef. vol. 1, p. VI.

55, 4 γη] γην 5 ἐπηρασάμην] ἐπηρεασάμην deleto ε r.
10 Μωυσης] μωσης 16 διακόσιοι καὶ] διακόσιοι
17 τὰ] om. 26 ἄν τῆ βακτηρία] ἂν ἡ βακτηρία, vacuo relicto dimidio versu et prope dimidio sequenti, quem inchoat λευίτην.

56, 3 Λευιτῶν] λευιτικῶν 5 Μωυσῆς] μωσῆς
18 Μωυσέως] μωσέως 25 'Αμορραίων] ο prius erasum
27 σημήναντος] σημάναντος.

57, 1 Αμορφαίοι | άμοραίοι 5 τῆς Γαυλ. ] γαυλ.

8 of ] om. 19 βούλησιν] βουλήν 23 αὐτὸς — 25 ο αν] om. cum lacuna dimidii fere versus in fine huius et sequentis initio 26 ὄφος] τὸ ὄφος.

59, 5 Γὰδ] δᾶδ, sed γὰδ margo r. 7 Αμοροαίων] φαίων 14 τοῖς ὁμογενέσι] τῶν ὁμο, maiori deinde us parte vacua relicta et proximo incipiente καὶ τὴν ἀμο-

οῖτιν 23 πατοφός] ποώτη 25 έξότου] έξότε et ou margo r.

60, 10 προενεγκεῖν] προσενεγκεῖν  $15 \ N lpha eta lpha eta$ ν] να-

 $\beta \alpha \vec{v}$  19  $\delta$  pro hoc  $\delta \hat{\epsilon}$  anguste insertum ead. m.

61, 8 έπομ. π. μ.] in fine versus cum vacuo spatio omissa supplevit r. 9 ὁπλίταις] ὡπλίτῶν, ω mutato in marg. in o r. 13 δὲ] δ', ut Wolfius, quod dedi: v. continuo ad v. 21 21 ἐπέλευσεν] ἐπέλευεν ut Wolfius. Quod quum etiam apud Iosephum 5, 1, 2 praebuerint libri, Parisinae vitium fefellisse videtur Haasium et recipiendum esse ἐπέλευεν 24 τὴν] om. 26 ἀπαιωρῆσαι δὲ καὶ φοινιπίδα] ἀπεωρῆσαι δὲ φοινιπίδα.

62, 16 πέρασι] πέρατα 18 δέ] δ' 30 ἐσόμενον - γάρ initio versus suppleta in vacuo quod relictum fuerat

spatio r.

63, 23 ἐνεκάλει] ἐνεκάλουν δὲ] δ' ut Wolfius et

haud dubie A 27 ύδροφ.] ίδροφ.

64, 4 τοῦ ἡλίου] τῷ ἡλίω 8 δὲ] δ' ut Wolfius et haud dubie A 10 τῶν] τὸν 26 τὸν λαὸν εἰς Σηλώμ] τὸν λαὸν ἄπαντα 27 τὰς ἐαλωκυίας] τοὺς ἐαλωκότας, et τὰς υίας margo r.

65, 1 ὀχυρότητα] ἰσχυρότητα 2 συνεξορμήσ.] συνεξορμίσ. 15 τὰς] τῆς 19 Μωυσεὶ] μωσεῖ ut Wolfius 28 Χαναναίοις] χαναίοις δύω] δύο ut ego.

66, 5 Μωυσέως] μωσέως 7 τῶν] om. 17 τὴν θείαν διαταγήν] τὰς θείας διαταγάς, sed ὴν ασ margo r.: nam γὰς compendio scriptum non animadvertit corrector.  $\delta \mu$ . τε]  $\delta \mu$ . δὲ 21 ἡ ἀριστοκράτης] ὁ τριστοκράτης (sic)

23  $\delta \epsilon i \nu \dot{\eta}$  om. 24  $\dot{\alpha} \nu \dot{\eta} \dot{\varrho}$  om.  $\dot{\epsilon} \kappa \dot{\eta} \dot{\epsilon} \dot{\iota} \dot{\varrho}$ , sed  $\dot{\epsilon} \kappa \kappa \kappa \dot{\varrho} \dot{\kappa} \dot{\iota} \dot{\eta} \dot{\varrho}$  or.

- 67, 5 τη ante λύπη s. v. ead. m. 7 την] αὐτην
  12 συμβαλόντες τοῖς Βενιαμίταις ήττῶνται οί Ίσραηλιται]
  συμβαλόντες τοῖς ΙσραηλΙταις, sed Βενιαμίταις ήττήθησαν
  margo r.
- 68, 5 δ'] om. 9 χουγαρθαΐμ] χουγαργαθαίμ 23 'Αωθ] ωωθ 25 τολμητίας] τολμιτίας 27 καὶ ὑπερχόμενος] καὶ ὑποσχόμενος, sed infra versum paginae ultimum, qui finitur ὑπο, scriptum r. δωροις ὑπερχ. 31 ἀπολαβων αὐτὸν] ἀπολαβων.

69, 1 ξιφιδίω] ξιφίδι 7 ' $\mathring{A}$ ωθ]  $\mathring{a}$ πανώβ, sed  $\mathring{a}$ ωθ margo r. 14 των] τῆς 22 τὸν] τῷ, ut A, quod ego

volueram, ut dixi praef. vol. 1, p. V.

70, 4 ήλου] όλην et ήλουσ margo r. 10 Μαδιανίται] μαδιηνίται 14 τον] την 18 αὐτοῦ] αὐτῷ τω τη recte, ut videtur, quum apud losephum hoc quoque sit 5, 6, 2, ut the paullo ante v. 14 ex A recepi, etsi Zonaras in talibus sibi non constat 21 μεταναστήναι μετα-31 έπὶ τὸν ] έπὶ.

71, 1 δε δ' 5 συσκηνουντι] συ s. v. ead. m. 32

Ἰωαθάνου ] ໄωνάθου, et Ἰωθάνου margo r.

72, 4 ήβηδὸν] ήβιδὸν 5 Θήβας] θήκας, et θήβας margo r. 8 δὲ] addit 17 νικήσειεν] νικήσει 20μονογενές] μονογενής, et è margo r. 21 ψεύσεται] ψεύ-23 αὐτῶ αὐτον. σηται

λαιστηνών 17 συνέθετο] om. 31 ä] δ.

75, 17  $\delta \hat{\epsilon}$  of ut Wolfius et ego  $20 \pi \eta \gamma \hat{\eta} \nu$   $\delta \hat{\varrho} \hat{\varrho}$ σον 22 αὐτὸν] αὐτῷ 31 ἀπαγγείλη] ἀπαγγείλει fere ut A.

76, 8 καί] om. 17 τρισχιλίων] τρισχι 20 παρά] περί 23 το μέν τοιούτον Duc.] τῷ μέν τοιούτον τέλος

24 πρίναντι | πρίνοντι 26 αλλ' δ | αλλα 28 τη ]

29 δύω δύο.

77. 7 παρά addit 23 ταῖς perspicue 30 δὲ περί ] δ' εί περί, fere ut A, qui δ' είπε περί, sed lineola sub εί περί et + margo r.

78, 7 ούχ] ούκ 14 καὶ τὸ] τὸ 20 διαρκέσασαν] διαφπέσασιν 27 τε supra v. ead. m. 30 et 79, 1

Φενάννα φεννάνα 32 Σηλών σηλώμ.

79, 6 δε δ' ut Wolfius et ego, etsi ad δε tacet Haasius 14 εὐχην αὐτῆς] εὐχην 17 κοιμώμενον αὐτὸν] κοιμωμένου αύτοῦ.

80, 22 ήν, ην] ην 24 έκεράϊζου] έκεράτιζου.

81, 10 απίοιεν απίοι, et εν margo r. 25 'Αμιναδαβ] άμιναδάμ hic et p. 104, 25, contra Iosephum et LXX συναγαγών] συναγών 32 τοῖς Εβραίοις ἐπίασι] ἐπίασι. 82, 8 σεισμοῦ σεισμοῦ 10 δειλίαν] δουλ. pr. scripsisse videtur librarius 17 αὐτῆς] αὐτοῦ 18 καὶ τὸ δικάζειν] οm. 19 ποεσβυτέρω] πρεσβύτη 21 δῶρον] δώρων 22 ἐδίκαζον] ἐδέκαζον, quod de reis potius dicitur. Etiam infra p. 85, 10 δϊκάζειν pr. per ε videri potest scriptum.

83, 12 πρός του Σαμουήλ] bis, sed rubro deletum al-

terum.

84, 5 ἔχρισεν] ἔχρισε μὲν 10 πολλοί μὲν] πολλοί δὲ 27 ἐπῆλθε τοῖς] ἐπῆλθεν αὐτοῖς 31 ἐμβαλὼν] ἐκ-

βαλών, sed π margo r.

85, 5 αὐτόν] αὐτῷ, sed ον margo r. 6 ἀριστοκρατίας] ultima compendio scripta quod significat -κράτους
Μωυσέως] μωυσέος 10 περί] om. 26 διαναστήναι]

διαστηναι, sed ανα margo r.

86, 7 Σαμονήλ] σαούλ, sed σαμονήλ margo r. 13 δὲ δ' ut Wolfius et ego, et saepius supra, ubi Par. δὲ tacente Haasio 19 πολεμίων] πολέμων 21 θάφσος] θράσος 23 καὶ κτείνουσι] om., sed in fine addit al. m. [28 ρτ corrig. τρὸ] 29 δὲ] om. 31 καὶ] om.

87, 16 εξιλάσκοντο] εξιλάσκονται, utima per compendium, quod est αι, non ο 24 άρχιστρατηγόν] άρχιστρά-

τηγον ut ego.

88, 7 μεταμελήσαι] μεταμελήσθαι 8 δέ] δ'.

89, 13 ἐφήλατο] ἐφήλλατο 16 τινα] om. 28

πηχέων Duc.] πήχεων.

90, 2 δουλεύσωμεν] σουλεύσωμαι 10 ὁ ἀλλόφυλος] οι ἀλλόφυλοι, sed notato lineola οι et σ margo r. 15 ἀνηγγέλη] ἀνηγγέλλει, sed λη margo r. 16 δυνήσει] δυνήση. 29 σφενδόνην] σφενδόνα, qua forma usi videtur recentissimi. τῷ σφενδόνι adeo Symeon Mag. p. 704, 22 ed. Bonn.

91, 20 ύστεφεί] om. et supplet margo r. 27 εὐο-

δούτο] εὐωδούτο.

93, 6 παράσχη] παρέσχη perspicue, fere ut A, qui παρ-

έχη 13 προσελήλυθε είσελήλυθε.

94, 10 παρά του βασιλέως] περί αὐτοῦ παρά τοῦ βασιλέως 27 τὴν Μωαβίτιν] μωαβίτας.

95, 4 τουνομα] ὄνομα 22 καὶ] om. 31 Δα-βίδ] om.

96, 24 δὸς δή μοι δὸς δέ μοι.

97, 17 προσεκύνησε ante έδεῖτο etiam hic codex 24 διματι] δείγματι, sed cum lineola infra γ r. 27 μνώμε-νον] μνώμενος cum ultimae compendio, quod oς est, non ον.

98, 2 τετραποσίων] ξξαποσίων, et τετραπ. r. 11 di] om. 14 οίος εἴση] οίος 16 δυνάμενον] δυνάμενος ultima per compendium, quod oς est, non ον 26 αὐτω] om. 29 ἐξήτησε] ἐξήτει.

99, 4 πεποίηκέ σοι] πεποίηκεν πρός σε μεμήνυκεν προμεμήνυκεν 5 άφαιρεῖταί σου] άφαιρεῖται 21 διὰ] παρὰ.

101, 7 ζων] ζωντος (ζωντ), sed infra τος lineola r.

24 Ιεβοσθέ] lεβοθέ hic et infra 102, 24, 27.

102, 12 παρόξυνε] παρώξυνε 17 δε δ' ut Wolfius 28 ώ τω perspicue.

103, 11 αὐτον] om. 18 πρᾶξαι] πράξειν, sed αι margo r. 21 εἰς] om. 30 καὶ ἄλλως] s. v. ead. m.

104, 3 την πόλιν] πόλιν 25 'Αμιναδάβ] ἀμιναδάμ, ut p. 81, 25 26 ἐπεστήριζε] ἐπεστήριζε, ut A ἐπεστήριζε, unde ego iam scripseram ἐπεστήριζε.

106, 5 αὐτοῦ] αὐτῷ 14 καὶ τρέπονται εἰς φυγήν]

20 Σύροι] σύρροι.

107, 10 καὶ γραφην] γραφην, servans tamen sequens ἐγχειρίζει pro ἐγχειρίσαι 11 πολεμίων] πολέμων 12 δυσμαχώτ.] δυσμαχώτ. 19 ὁ μὲν] om. 27 ὧ βασιλεῦ] βασιλεῦ.

108, 6 δε δ' at Wolfius et ego τεθνηκε ό μεν τέθνηκεν ό. Scripsi τεθνηκε μεν ό, mirerque si illud τεθνηκε ό μεν servet A, de quo tacetur.

109, 9 κατασπασαμένη] prius σ deletum r., ut καταγαμένη Iosephus 7, 8, 1. Quod aptius quam quod ex A receptum pro altero καταπασσομένη 11 τῷ] om. 16
di anguste insertum 32 ἀνελεῖν] om.

110, 31 ηγγέλη] ηγγέλει.

111, 5 Μεμφιβοσθέ] μεμφιβόσθε, ut Wolfius 10

τούτοις] τούτω 26 μίσγεσθαι] μιγήσεσθαι, sed μίσγε-

σθαι margo r.

112, 4 δ δὲ] οπ. 10 συρρηγν.] συρρυγν. 16 ἀπηγγέλη] ἀπηγγέλει et δὲ s. v. ead. m. 19 ἔξελθόντες τὰ μηνυθέντα] τὰ μηνυθέντα ἔξελθόντες 31 περιλέλειπται] παραλέλειπται μαζησόμενον] μαχεσάμενον.

113, 1 πρατούσιν] προτούσιν, sed α margo r. 4 μεγάλη] μεγάλα 14 ἐπήνεσεν] ἐπήεσεν 19 καὶ] om.

29 enei] om.

114, 8 Αβεσὰ] ἀμεσὰ ut A, etiam 11, 16, 17, sed non 115, 16 29 πάλιν πάσης] πάσης, ut tacito ed. Bonn., haud dubie ex A. Sed quum etiam apud losephum 7, 11, 8 sit παντὸς ἀποδείννυται πάλιν τοῦ λαοῦ στρατηγός, et antea restitui quod casu excidisse videbatur in ed. Bonnensi, neque, si desit etiam in A, delendum putem, alibi quoque omittente utroque libro quae sunt apud losephum, ut p. 106, 14 καὶ τρέπονται εἰς φυγήν.

30 δε δ' ut Wolfius et ego.

116, 9 ἐπὶ Βηθλεὲμ] οm. 15 καταπλαγέντων] καταπλαγέντες, sed ών margo r. 16 προσκεκομίκασιν]

προκεκομίκασιν 28 μετεμέλετο] μεμέλητο partim ut A, qui μεμέληται 31 ἔκλεξαι] ἐπίλεξαι.

117, 3 πάντοθεν] πάντα 7 καὶ ὁ ὀλοθοεύων ἄγγελος τῷ λαῷ] οm. 16 ἄλωνα] ἄλω 18 δὲ] γὰρ 28 αὐτῷ] αὐτοῦ, sed ῷ margo r. 32 Σολομῷντα] σολομῷν, ut A. Idem nominativo modo Σολομῷν modo -μών.

118, 6 σὺ δὲ ἡγνόησας] om. 12 δὲ] om.

119, 20 κατωρθωπώς] κατορθωπώς etiam hic codex.

120, 6 'Αδωνία ώς πρεσβυτέρω αὐτὸν] αδωνίας ώς πρεσβυτέρω αὐτῷ.

121, 1 είπεν αὐτῷ αἰτῆσαι] είπεν αἰτῆσαι είπεν 4 ὡς οὐχ] οὐχ ὡς 10 ἄμφω] οπ. 18 ἐπὶ τοσοῦτον] οπ., sed addit margo r. κακουργίας] κακουργίαν 20

διαπριθείη] διευπρινηθείη, alterum margo r. 28 τὸ ζῶν παιδίον] τὸ παιδίου 30 ὑπερήλγησεν] ὑπερήλγησε ut Wolfius et ego.

123, 3 ναοῦ] λαοῦ, sed ν margo r. 8 λούτρων] λουτήρων 16 οί] om. 26 σκηνώσαντα] σκηνώσοντες.

124, 3 τὸν] τὸ, qui τὸν scribere solet τ 6 ἀναχθῆναι] ἐνεχθῆναι 8 εἰ δ' οῦ] ἰδ' οὐ, sed εἰ margo r.
10 δουλείαις] δουλεία 14 βασίλεια] om. 15 τε

καί] καί 19 σοφίσματα] σοφίσαντα 29 προετίθει]

προσετίθει, sed deleto σ r.

125, 1 βασιλικήν] βασίλειον 2 ἐδωρήσατο] ἐχαρίσατο 9 ἐνέμεινε] ἀνέμεινε ταῖς] τοῖς perspicue 22 ἀφέλομαι etiam hic codex, quod scripsi ἀφελοῦμαι, quum alterum in Zonaram non magis cadere crederem quam ἀγάγομαι, quod notavi praef. vol. 1, p. VI.

127, 5 δουλείας] βασιλείας 7 χρηστότερος] χρηστό,

quod est χοηστότερον, ut A. 24 έν] έκ perspicue.

128, 7 καί om. Duc.] addit: sed unius Parisinae vitia pleraque omitto 9 καταλείψη] καταλείψει ultima compendio scripta, quod est ει, ut A 14 ίδοῦ] ίδοὺ 28 χυθήσεται] χεθήσεται.

129, 7 δε om. 22 τὸ σῶμα om. 26 κατασκαφῆ]

κατασκαφή τε.

130, 20 μένει] μενεῖ recte 25 παρὰ] περί, sed παρὰ margo r. 29 Δευῖται] λευίταισ eraso σ.

131, 4 δὲ αὐτὸν] δ' ἐαυτὸν pr. 5 ἐν τῆ πόλει] om. 20 ἀντιπαρατάξασθαι] erasis litteris ρα librarius coniunxit πα et τα. Sed voluit haud dubie ἀντιτάξασθαι, ut A. Alterum Iosephus 8, 11, 2 29 παρὰ Βαασὰν] παρὰ ἀβασσὰν, ut Βαασαὰν hic et continuo Wolfiana, quae infra p. 132, 9 Βαασάν 4 ἐπὶ τὸν Ἰσραἢλ] om. 5 ἔτη] om. 19 Θαμνήν] θαμνί 20 τὸν Θαμνὶ] θαμνὶ 21 περιεποιήσαντες 22 διῆγεν] sic etiam hic codex, qui εν non solum ascribit in rasura, sed etiam compendio usitato scribit super γ 23 Σαμαραιὸν] σομαραιὸν

24 Σεμειρών] σεβηρών ut Wolfiana 31 θεοφιλής]

Deopulys, sed i margo r.

133, 10 ἐπηγγείλατο] ἐπηγγέλλετο 13 τέθνηκε ultræ versum in marg. ead. m.

135, 29 ἐπιχυθῆναι ἐπιχεθῆναι. 136, 24 ἀνατρέψαι αναστρέψαι.

137, 11 ἐπισημηναμένη] μη s. v. m. r. 19 τάδε] om.

24 δέ δ' ut Wolfius 138, 14 έγειρεῖν ] έγείρειν et ego.

18 ἀπελθεῖν] 139, 10 "Aδερ]  $\ddot{\alpha}\beta$ ερ, sed δ margo r.

23 καταδησ.] καταδεσ. 26 ταξίαρχον] ταξία,

i. e. ταξιάρχην ut A.

- 140, 2 'Ρεμμάθ] δεεμμάν et infra 16 δεμμάθ 5 τοῦ] om. 19 έρράπισε ο alterum anguste insertum 28 o δέ ex A additum etsi non habet, est tamen insertum ante την signum +, idemque in marg., sed nihil additum.
- 141, 9 ἐπὶ παρὰ ut A, de quo dixi praef. vol. 1, p. V. 18 δ'] om. 19 προσωχθίσαντος sic etiam hic cod. 22 δε om. 23 'Αμμανιτών alterum μ s. v. eadem fortasse m.
- 142, 4 ἀπέκτεινον απέκτενον προσεοικός προσεοιnως, sed syllaba ως compendio scripta 15 αὐτοῦ ] om.
- 143, 19 είναι είπε] είπε 20 γεννήσαι] γενήσεται 21 『πποις] τοίς, sed ut p. 140, 28, signo ante hoc et in margine r., etsi nihil ascriptum 23 85 om.

144, 5 Ίεριχῷ Γεριχοῖ perspicue 20 αὐτῷ αὐτὸν.

145, 26 ποεσβύτατον εσβύ in rasura.

146, 6 αποδόσθαι] αποδιδόσθαι sic 8 Σουναμίτιδος σουμανίτιδος ut A 9 έχούσης Εχουσα.

147, 4 τοῦ] ὁ perspicue 6 καταλείψουσι] super σι positum significat σιν. Τυπ περισεύματα, ut 19 άλασσομ.

11 εl om., sed supplet margo r.

148, 6 υπέστρεφε] υπέστρεψε 26 έντελλόμενον]

έντελλόμενος.

149, 3 δέθιθι Wolf., δεῦθι Duc. δέδιθι 15 έμπεφιειλημμένους] περιειλημμένους 18 συνεβούλευε] ult. in rasura, ut nunc videatur συνεβούλευσε, ut A 26 πεντήποντα πέντε 30 αλωνος αλωσις.

150, 21 αὐτῶν ] om. quod A transponit post ἀπιστίαν, ut solet Zonaras verba transponere.

151, 1 ορθους] ορθου 3 είς] om. 13 έπέσαιλε] ἐπέστελε.

152, 22  $\tau\tilde{\omega}\nu$ ]  $\tau\tilde{\omega}$   $\tau\tilde{\omega}\nu$  25  $\tau\tilde{\eta}_S$   $\sigma\tau\varrho\alpha\tau\iota\tilde{\alpha}_S$ ] om., ut losephus A. I. 9, 6, 1, sed qui praemiserat  $\tau\tilde{\eta}\nu$   $\sigma\tau\varrho\alpha\tau\iota\dot{\alpha}\nu$   $\tilde{\alpha}\pi\alpha\sigma\alpha\nu$ .

153, 25 φεύγοντα] om. 28 κεκαλλωπισμένη] καλλωπισμένη 32 τῷ] om. ut A. Sed habet Iosephus 9, 6, 4.

154, 5 dè] d' ut Wolfius et ego 17 dè] om. ut A; recle 26  $\mu$ età ταῦτα εἰς τὸν οἶνον  $\mu$ eτ' αὐτῶν ἀπελθών]  $\mu$ et' αὐτῶν εἰς τὸν οἶνον ἀπελθών 32 αὐτοὺ] αὐτὴν,  $\mu$ t A. Et ipsam Wolfius, ut αὐτοῦ fortasse fide careat.

155, 3 βασιλείαν αὐτοῦ] βασιλείαν 14 ή] δ 25 λαὸς] βασιλεύς.

Ιδό, 2 ἀνελεῖν post ἠπείλησεν 15 Ἰωὰς] ἰωνας superscripto ας ἀνακαινίσθαι] ἀνακαινίσαι 16 ἐκέλευσε] ἐκέλευσε, ut Wolfius. Sed ἐκέλευσε, ut Duc., ad quod tacetur de A, Iosephus 9, 8, 2 πέμψας] πέμψαι 19 λογισθήσεσθαι] λογισθείς et σθῆναι margo r. 23 ἐμβάλλειν] βάλλειν, ut Iosephus l. c. 28 πολύ] πολύν, servalo χρυσόν. Sed verum fortasse πολύν χρυσόν καὶ πλεῖσον αργυρον, quum πολύν ἄργυρον καὶ χρυσόν sit apud losephum.

157, 3 nal of ] addit 4 ällws ] ên' ällws 5  $\vartheta$  εον ] s. v. ead. m. [6  $\vartheta$ '] δὲ ut A, recte  $[10 \cdot \delta$ ὲ] δ' ut Wolfus [17 δς τῷ πλήθει τῶν χρημάτων ἡσθεὶς τῆς πολιος-κας ἀπέσχετο] om. [19 δὲ] om. [26 πεποίηκεν] πεποίηκε ut Wolfius [27  $\delta$ ] om.

158, 8 Ἐλισσαῖος] ἐλισαῖος hic, alterum servans 3
15 ἡιφείς ταφείς 19 ἀφείλετο] ἀφείλατο, omisso mox τοῦ 31 ος καί] ος 32 τῶν] om. ut A, recte.

159, 9 βασιλέα] βασιλέα τῆς Ιουδαίας 12 ἀνταπέστειλε] etiam hic codex, quod alibi ipse mutat in ἀντεπέστειλε, quod hic restituendum. V. ad vol. 3, p. 310, 29 16 εὐτύχησας] εὐτυχήσας 29 ἔτη] om. ξξ καὶ δέκα] ξχαίδεκα.

160, 5 ταπεινωθέντα] ταπεινώσαντα 15 ξαυτὸν] αὐτόν, qua forma non utitur Zonaras, quod tenendum propter locos quosdam quibus alterum necessarium videatur. Nam vol. 1, p. 269, B: "Α δὲ πρὸς Μοῦνδον ἔξύβριζες, τούτων οὐδέν μοι προσήπτετο, "Αννουβιν ὄνομα θεμένω αὐτῷ quod Pinderus scripsit αὐτῷ neque in Parisino A, de quo tacetur, esse credo neque a Zonara scriptum, etsi ne αὐτῷ quidem locum habet. Nam haud dubie ἐμαντῷ ob praecedens

. Θεμ , sic cum ductu post μ scriptum in Monacensi, in αὐτῷ

est mutatum τὰ] τὴν, scriptum τ΄. 19 δ. ὑπὸ Σ. ἀσεβῶς βιοὺς] ἀσεβῶς βιοὺς ante δ. ὑπὸ σ.

161, 28 nai] om. 29 rov vlov] vlov.

162, 6 'Αμμανίτας] άμανίτας 10 δε δ' ut Wolfius

et ego 17 oð ó] oð.

163, 3 τὸν] τὧν 9 Θαιγλαφαλασὰο] θαιγλαφαλαγὰο 16 τὧν] τὸν recte 20 λιπόντες] λαβόντες μετὰ τε] μετὰ δὲ.

165, 1 δὲ παρὰ μὲν] μὲν παρὰ τριακόσια] τριακό et σια margo r. 11 ἐνομότους] sic hic quoque, et ἢ μὴν pro ἢ μὴν 14 δὲ] δ' ut Wolfius et ego 22 αὐτἢ τεθλασμένη] αὐτὴ τεθλασμένη.

166, 6 τῷ] τῶ τῶ.

167, 29 Βαβυλωνίω] βασιλεί βαβυλωνίω.

168, 2 μη in rasura 3 φησί (pro φησίν, quod scripsi)] φη 10 δὲ om. 17 δὲ δ'.

169, 1 τοῖς] τοὺς ut A, recte 15 ἐπάξειν] ἐπάξει 23 τοῦ προφήτου πρ.] πρ. τοῦ προφήτου 30 κατὰ] μετὰ, sed κατὰ margo r.

170, 13 Ασσυρίων Duc.]  $\hat{\rho}$ ωμαίων, ut omnes libri 27 ἀσεβεῖ] εὐσεβεῖ, sed  $\alpha$  s. v. r.

171, 8 alla nal alla.

173, 13 ἔννατον j ἔνατον ut ego 19 οῦτως ] οῦτω παίδας ] om., addit margo r.

174, 14 ἀληθῶς] ἀληθ, littera θ cum ductu, qui ως videtur 20 δ] post hoc asteriscus r., sed nihil in marg. Pertinet ad ἀρχιμάγειρος, quod Wolfius in ἀρχιστράτηγος

mutatum volebat 30 μέχοις] μέ, altera parte superscripta cum compendio quod χοι videtur.

175, 3 τα Duc. ] δε τα 6 δε ] δ'.

177, 27 82] 8' ut Wolfius.

178, 15 λεπτωθώσι] λεπτυνθώσι 31 τε] περλ, sed τε margo.

179, 17 παί μεθ'] μεθ' 24 μέγαν έστωτα] om. ut

A, quae habet losephus 10, 10, 4.

180, 18 αὖθίς] om. ut A, recte 23 ὁ] ώς, sed ὁ margo r. 27 κατέλυσε] κατέλυσεν, ultima compendio expressa 32 ὑποτυποῦται] v in rasura, pr. fortasse ἀ.

181, 2 αὐτὸς Duc.] αὐτῆς 8 αἰνίττεται] om. 9 ἰσχυρὰν μὲν] ἰσχυράν σου, sed μὲν margo r. 21 καί] om.,

sed addit margo r. 26 yae de.

182, 7 ἐξ ἀριστοκρατίας] om. ut A, recte 8 εἰ καὶ] καὶ 11 τῶν] τὴν 26 ἀσθενοῦσαν] ἀμελοῦσαν 27 καὶ] ἢ.

183, 10 έγεννήθη] έγενήθη καλεί] αὐτὸν καλεί ut A, quod recipi potest deleto τὸν Χοιστόν, quod om. hic codex, non A.

[184, 12 corr. δόματα.]

185, 12 "Io] ante hoc asteriscus r., sed nihil in marg. 28 φησί] φη cum ductu infra η. Scripsi φησίν 32 μεγαλοσύνη] μεγαλωσύνη, ut ego, hic et continuo.

186, 15 dé σοι] σοι δè.

187, 17 παλέσας Duc.] παλέσας ὁ βαλτάσας, ut Wolfius. παλέσας Βαλτάσας, ut ego, A. V. Daniel 12, 5 27 ὁ πρατῶν] om. ut Wolfius 30 ἐνδεδῦσθαι] ἐνδεδύσθαι ut ego. 188, 7 ἀρχῆς] ἀρωης (ob proximum ζωῆς), supra versum

188,  $7 \, \tilde{\alpha} \varrho \chi \tilde{\eta}_S$ ]  $\tilde{\alpha} \varrho \omega \eta_S$  (ob proximum  $\xi \omega \tilde{\eta}_S$ ), supra versum fere scriptis litteris  $\tilde{\alpha} \varrho$  et  $\eta_S$  et lineola infra verba  $\kappa \alpha l$ — $\sigma o \nu$  ducta r. 8  $\kappa \epsilon \varrho \iota \delta \tau \eta$ ]  $\kappa \epsilon \varrho \iota \delta \tau \iota$  ita cum ductu super  $\iota$ , circumflexo simili, qui significat  $\nu$  9  $\kappa \alpha l$ ]  $\gamma \dot{\alpha} \varrho$  14  $\delta \dot{\epsilon}$ ] addit.

189, 10 ἐμβάλλεσθαι] ἐμ in codice, ut saepe, velut p. 190, 3, ita scriptum ut ἐκ legi possit, fecit ut εμ poneretur in marg. r. 12 προὐτέθεικε] sic etiam hic codex, quod scripsi προυτεθείκε, ut saepe Zonaras plusquamperfecta ponit pro aliis temporibus 13 of] εί, sed of margo r. 20 ἤλπισε] ἤλπιζε.

190, 4 είπων] om. 8 διο καί] διο. 191, 4 ἄρκτφ et 7 ἄρκτος] ἄρκφ et ἄρκος δήλην δήλα, circumflexo in acutum mutato 14 ίσας ούσας, sed ίσας margo r. 27 καταχυθέντων] κατασχε-30 κατατιτρώσκουσιν] καλ τιτρώσκουσαι. θέντων sic

192, 3 αὐτὰς] αὐτὸς, scriptum αὐτ , quod mihi quoque 11 δε δ' επιτρέποντος επιτρέprobabilius visum ποντα 20 Έλλησπόντου ξλησπόντου saepius.

193, 25 μέχοι] μας et super his ), sic fere, et μέ-

γρι margo r. Solet enim με in hoc codice scribi pro μέχρις, 29 ὁ ᾿Αριδαῖος ] ἀριδαῖος.

194, 14 δε έκείνων δ' εκείνων ut Wolfius et ego.

11 δὲ δ' 195, 8 δασμῶν α in ras., pr. fortasse ε ut Wolfius et ego 30 υπενέφηνε ενέφηνε.

196, 4 εως ού] εως, ut A, sed εως ότου est Daniel 7. 9. et έως ού infra 26, sed έως 12 8 έππορευόμενος] om.

197, 16 ὄψεσθαι] ὄψεσθαι etiam cod., sed ultima compendio scripta quo έξέρχεσθαι 200, 26 18 τῷ Τῷ 21 ἐπὶ κατὰ 26 ἠδύναντο ] ἠδύνατο.

198, 21 ετερον το ετερον 31 αυταί] αυτων,

sed scriptum avt .

199, 17 ποιησάμενον] ποιησάμενος 22 κατέσχε] κατέσχεν 25 'Aoβήλοις αοκάλοις 27 φησι] φή, lineola traiecto infra φ. Scripsi φησίν 28 δέ] om. 29 μέσον Duc.] μέσων 32 φησί] om.

200, 12 σχόντος] έχοντος  $13 \tau \tilde{\omega} v' A. \tau \dot{\eta} v \tau \dot{\eta} v \dot{\alpha}$ .

30 δύσιν δύναμιν, sed δύσιν margo r.

202, 2 gnol eodem fere compendio quo ante. Scrib. φησίν.

203, 6 τῷ Δανιήλ ] δανιήλ.

204, 17 την om. 22 το αυτον του αυτον ut A. quod recipiendum colo post σημαντικόν posito.

205, 1 φησίν] om. 7 δέ] addit.

206, 5 σώζων σώς ut solet. Seclusi κατά 7 βασι-

λείας τοῦ μακρόχειρος] βασιλείας, sed τοῦ καὶ μακρόχειρος litteris minutis super ὁ καιρὸς ἀριθ scriptum manu diversa ab ea quae marginibus ascripta allevit et similior est ei quae

codicem scripsit 9 δέον] δέ, sed δέον margo r. δε scri-

ptum 24 ανώτερον] ανω, quod item est ανώτερον, non ανωτέρω.

207, 19 γενομένης] γενομ cum ductu post μ, i. e. γενομένω 24 τῆς αὐταρχίας τοῦ Καίσαρος] τοῦ αὐγούστου (hoc scriptum ἀν, ceteris compendio superscriptis litteris) καίσαρος 28 συμποσοῦσθαι] ποσοῦσθαι.

208, 4 πεντήκοντα καὶ τεσσάρων] καὶ πεντήκοντα 6 ἐνιαυτοῦ] om. 12 τούτου] τούτων ut A, recte 23 γὰρ] om. 29 ἢ διὰ χάριν ἢ διὰ χρήματα] ἢ διὰ χρη-

μάτων η διὰ χάριν η διὰ χρη 21 πολλοῖς] ἐν πολλοῖς.

210, 15 αὖθις] αὖθις δὲ.

211, 7 οἶα] οἶά τε 22 κατάληψιν] κατάκλησιν

6 τὸν] om. 9 δηῶσαι] γηῶσαι 14 ελών τε καὶ ανελών τὸν] ελών τ, sed super ω accentu acuto in gravem mutato et τ ita scripto ut alter gravis in acutum mutatus videatur manu sec.

212, 30 δτω] δπη, ut A δποι.

213, 16 καί ος αὐτοῖς απαντα διηγήσατο] om. 24 αὐτῷ] αὐτῶν 31 ὀδυνῶν] ἀλγεινῶν margo m. diversa ab ea quae cetera ascripsit.

 $214, 3 \hat{\eta}] \hat{\eta}$  ut Wolfius 15 ἄβρας] ἄνρας αὐτῆς]

η ambigue an oເ.

215, 13 ἀποδιδράσκω] ἀποδιδράσκουσα.

216, 18 έξελεύσομαι Duc.] έξελεύσεσθαι 20 κατα-Βεβαπτισμένος] βεβαπτισμένος 23 έπέτεμε] απέτεμε.

**217**, 3 εψεσθε] εψεσθαι pr., ut videtur 6 τον Αχιώς πεν] τον άχιώς είπε 19 άπελθοῦσα] om. 20 θαλλώ] αλώ 24 εξής] εξ ής 25 τὰ] s. v. ead. ut videtur m.

29 ανθρώπους] ανους, sed αν in ras.

218, 10 δε om. 30 αντέστρεψε ανέστρεψε ut Wol-

fius et ego, neque aliter, ut opinor, A, quamvis taceat col-

latio Haasii.

219, 18 συγχυθείς] ita cod., de quo dubitabat Pinderus: v. praef. vol. 1, p. VI 20 ἐν] s. v. ead. ut videtur manu-23 μὲν] om.

220, 5 si] sig pr., ut videtur, quum erasa sit littera

post εί.

221, 26 όσμη τοῦ] όσμη.

222, 3 ξμοῦ] ἐκείνου 6 χοονίσομεν] χοονίσωμεν pr.
10 τοῦ γάμου] γάμου 20 (ita leg. pro 25) υίὸν αὐτῆς] υίὸν 23 μέλον] μέλλον.

223, 2 Τωβίτ] τω ante hoc cum lineola infra r. 15

ἔνδοξον ενδόξως 23 δε om.

224, 9 'Ασσυρίων ] άσουήρου, et άσσυρίων margo r.

22 έχει τε έχει δε.

225, 12 yumvinoîs] yumvotinoïs sic 13 êvvevómisto] 225, 22 yumvinoïs 225, 22 yumvinoïs 225, 22 yumvinoïs 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225, 225,

226, 4 σταν δε Duc.] σταν δ' 20 εί δ' ου in ra-

sura, et ου supra v. ead. manu 25 τούτοις] τούτ 28 παλτά ἐστρατεύοντο] παλτά κεχοντες, omisso super α accentu, nisi illud signum acutum et gravem significat potius quam vitium.

227, 14 ovros dè] os.

228, 3 ἡτοίμαζεν] pro ή pr., ut videtur, v 22 έν] om. ut A. Quod delendum. Nam ut Zonaras saepe καταλέγειν cum dativo coniungit, sic idem ἀριθμεῖν p. 483, C: 'Ανήρ τοῖς φίλοις Καίσαρος ἀριθμούμενος · vol. 2, p. 141, Β: Έως ή τοῦ βασιλέως θυγάτηρ τοῖς ζῶσιν ἡρίθμητο. Cedrenus p. 539, Β: 'Ηριθμοῦντο τοῖς ξοτιάτοροι καὶ Θεοφάνης καὶ ὁ τούτου ὁμαίμων Θεόδωρος οἱ γραπτοί. Photius Bibl. cod. 60, p. 19, 32: 'Ο γὰρ μεταξὺ Σμέρδις ὁ μάγος οὐκ ἀριθμεῖται τούτοις.

229, 8 και άμφ. ] άμφ.

230, 30 σύνθηρος] σύνθρονος fere ut A, qui σύνθορος-Sed σύνθηρος margo r.

231, 1 έφη om. 4 δάνεισον om.

232, 2 περιρφηγν.] παραφορηγν. δουπτόμεναι] θου-πόμεναι 20 δη σσοι] δή μοι σσοι.

233, 3 ἔσοιντο] ἔσονται, quamvis servans ἡγήσοιντο 5 καταλήψοινο] καταλήψοιντο, sed erasum  $\nu$  11 Μήσων] supplet margo r. 13 ἐξῆγε] ἐξῆλθε, sed ἐξῆγε margo r. 11 ἀνατείναντας] ἀνατείναντες.

234, 2 άμάξαις] άρμάξαις ead. m. 8 κατακαίνουσιν] κατακαίουσιν, sed κατακαίνουσιν margo r. 23 προφημένας] προωρμηκότας 30—235, 1 καὶ τοὺς φεύγοντας καταλαμβάνοιεν] om.

235, 9 ωσπερ Duc.] σσπερ ut Wolfiana 26 έπλέξα-

6θε] έκλέξασθαι, et ε margo r. 29 ώστε] om.

236, 16 [κέτην] ολκέτην, sed [κέτην margo r.

237, 2 μεν] om. 12 Βαβυλώνα βαβυλώνος 20 συγκαταθείν συγκατοικείν, alterum margo r. 22 η είη.

238, 17 τον Κυρον] του κύρου, sed του in τον mutato, του κύρου Καθδούσιοι] καθούσιοι hic et infra 20 πρί] παρά, sed περί margo r. 28 δέσποτα] in rasura.

239, 5 [ [ [ 20 τοῦ] τῶν τοῦ satis commode.

240, 9 συντ.] υν in rasura, ut έντ. Α 28 ὅντα] ην τά.

241, 16 όλίγην] όλίγα.

242, 1 είχε] etiam hic codex pro είχεν, idemque παρα-

μείνοιεν, quod seripsi παραμείναιεν 7 ἄλλος ἄλλο] ἄλλ ἄλλο, quod est in hoc codice ἄλλος ἄλλο, non quod A habere dicitur ἄλλο ἄλλο 15 λανθάνει] λανθάνεσθαι, sed ει margo r. 18 δυνησόμεθα] δυνάμεθα.

243, 2 δè om. Duc.] addit 17 ἀπέφησε] ἀπέφηνε

perspicue 31 de s. v. ead. m.

245, 11 πολεμίους] πολέμους 16 γὰς] om. recte 20 ἄςματα] om. 21 τῆς Διβυκῆς] λιβυκῆς 23 ἐτάστην] Εκαστα.

246, 17 αὐτοῖς] αὐτοῦ 20 προσιόντες] ἰόντας 23 ἀπεκρίναντο] ἀπεκρίνατο 24 λέγεται] ἐλέγετο 32 ἄκει] ἥξει.

247, 3 έξαγγείλειε] έξαγγέλειε 15 τετάχθαι] om.

29 ἐπόμνυμι] ἐπώμνυμι  $30 \tilde{\eta} \tilde{\eta}$ .

248, 1 ὀφείλειν δμολογείν 19 αὐτοῖς] αὐτοὺς, ut A. Sic p. 112, B, accus. pro dat. iidem praebent post παραι-30 συνεμίγνυεν συνανεμίγνυεν. 28 δέ] om.

249, 2 των om. 3 6 Kvoog | xvoog έπὶ] έν 14 'Αβοαδάτην] άβοαδάταν recte 18 τούτω] om. κατ' αὐτὸν καθ' αύτὸν.

250, 5 τοῦ Κύρου τῷ κύρου, ut A, quamvis non addens, ut ille, ίππω 20 απόλλοιντο απώλλοιντο πίστεις πίστιν.

251, 4 ἀποτομώτατα] per ó ut Wolfiana. 15 έθελήσεις εθελήσ" i. e. εθελήσαις, quod dederam. Sic ακο"

pro απραις 253, 6, ἀρχ" pro ἀρχαῖς 257, 2.

252, 11 ἐνενόει] ε medium supra v. ead. m. αμέμπτως απέμπτως, sed μ margo r. 26 θάψας αὐτους μεγαλοποεπώς in summo paginae margine supplet eadem manus.

253, 5 αὐτοῦ] om. 25 παμπόλλους Duc. ] πολλούς.

254, 31 είσπίπτουσιν] πίπτουσιν.

255, 3 post έθνησκον repetita of μέν έθνησκον, sed linea infra ducta notata r. 27 κατασκευάσαι] κατασκευάoasta.

256, 4 μεν] addit 28 τον τε βασιλέα — αὐτοῖς in imo paginae margine suppleta m. rec., de qua ad p. 259, 11, omisso, ut in A, quod habet Xenophon ώσαύτως.

257, 19 καὶ γράψαντας γράψαντας ut A. γράψαντας 22 λέγεται δη Duc.] λέγεται δέ de Xenophon. 31 έξέφερε] ante hoc έφη, sed lineola ele Duc. ] ele tà 32 παμπόλλας παμπόλλοις, sed a super infra ducta r. παρεσκευάσατο] in codice cola posita et post στολάς et post hoc et post φειδόμενος et post δρφυίνων et post ίματίων. Quod notavi ob interpunctionem olim apud Xenophontem male positam sic ut παμπόλλας — ίματίων parenthesi includerentur.

258, 2 καρυκίνων Duc.] καρυκκίνων.

259, 11 την θυγατέρα] om. et in marg. supplet m. eadem quae p. 256, 30 versum in fine paginae, diversa ab ea quae cetera pleraque ascripsit 17 ἄρρεν παῖς] etiam hic codex 18 τὰ] om.

260, 21 αὐτοῦ] αὐτῷ μοι] έμοὶ.

261, 11 σοί] σὺ Ταναοξάρη] ταναοζάρη.

262, 2 εξ [Γερουσαλήμ] om, 7 Hoatas] ήσατας hic et mox, ut antea fuit 16 συναίρεσθαι] συνείρεσθαι, sed at margo r.

 $26\overline{3}$ ,  $1 \delta \hat{\epsilon}$ ] om.  $4 \epsilon l$ ]  $\epsilon l\varsigma$ , sed deleto  $\varsigma$  r.  $16 T\alpha$ -

ναυξάρης] ταναυζάρης, ut supra.

264, 5 ἀγγέλλοντας] ἀγάλλοντας, sed alterum margo r. 17 ἐντεῦθεν] om. 30 ἐπί] καὶ pr., sed eadem m. at videtur correctum.

265, 19 πείθεται] πύθεται, sed ει margo r. 22

'Ασπαθίνη] ἀποθάνη.

266, 1 τω in rasura 25 έν supra v. ead. m. τα τη, sed τα margo r. 26 έπὶ περί.

267, 26 συνεβούλευε] συνεβούλευεν 30 προαστείω]

πρω, sed supra asteriscus r.

268, 5 ἐπήγαγε] ἀπήγαγε 21 αἰσθόμενον] αἰδούμενον, alterum margo r. 30 δ'] om. 31 ἐπὶ] παρὰ.

269, 22 γενομένων] γεννωμένων corr., pr. γενομένων. 270, 3 τον] των pr. 18 το δὲ κ.] το κ. δὲ recte 28 δ' ἤδη ] δὲ.

 $27\overline{1}$ , 1  $\alpha \nu \alpha \pi 0 \lambda 0 \overline{\nu} \nu \tau 0 \varsigma$   $\nu \alpha$  s. v. r.  $21 \mu \dot{\eta}$  s. v. ead.

m. 31 &v om.

272, 3 δαπάνην] διαπάνην in ras., pr. fortasse διαπαντός 9 ἐπεσταλκόσι] pr. ἀπεσταλκόσι 22 'Ασαμωναίου] σ m. rec. super σ, ut A 'Ασσαμωναίου 31 τοὺς] τρῶς pr., sed ἰουδαίους.

[73, 3 τοὺς] om. 11 δὲ] δ' ut Wolfius 12 Μωνσ ] μωσέως 20 προσέταξα] προσέταξε 26 δὲ] om.

29 κατὰ τὴν τοῦ θεοῦ σοφίαν extremo versu ead. manu arg. scripta.

?74, 1 καὶ τοῖς ἀγνοοῦσι] om. 4 αὐτῆς] αὐτοῖς pr.

πρὸς] παρὰ 5 δ'] δὲ καί] om. 27 Μωσέως] μωσέος.

275, 1 νεανίας] νεεμίας 3 όμιλούντων] ώμιλούν-

των 11 διότι] ότι 18 Νεεμίαν] νεανίαν.

276, 3 τοῦ σώματος] om. 6 ἀτρύτως] ἀτρώτως 7 γὰο] δὲ 9 ἐννάτω] ἐνάτω ut ego 10 ἐκλειπόντας ἐκλείποντας 16 ἡγεμόνας αὐτοῦ] ἡγεμόνας 19 δὲ] om.

277, 16 πελεκυφόρων] πελεκηφόρων 19 δύω] δύο

27 un s. v. ead. m.

278, 6 τούτοις] τούτους 24 τῆ Ἐσθὴο ἐνετέλ-

λετο] οm.
279, 12 τοῦ δέους] δέους περὶ πλευράν] παρὰ
πλευρὸν 20 καὶ παρῆσαν] inter haec asteriscus r.
31 πηχέων] πήχεων.

281, 30 είπεν ον om.

282, 16 δ] s. v. ead. m. 17 έξητήσατο] έξηγήσατο.

283. 21 συνώπησεν] συνώπισεν, sed  $\eta$  r.

284, 15 Μανασσην τον μανασσην 17 καὶ ο] καὶ. 285, 10 'Αρίστανδρος] ἀρίσταρχος 14 της 'Αρτέ-

285, 10 'Αρίστανδρος] ἀρίσταρχος 14 τῆς 'Αρτέμιδος] τῆ ἀρτέμιδι 22 ἀνήλισκε] ἀνήλισκον.

286, 23 'Αριστοτέλη vel 'Αριστοτέλην] ἀριστο , cum ductu scripto λ, qui λη videtur significare ἐπιστόλιον] ἐπιπόλιον, sed ζ super π r. 27 ἐπδέδουται — ἐπδέδουται] ἐπδέδοται — ἐπδέδουται] ἐξκαιδεπάτης, fere ut A, qui ἐξκαιδεκάτου.

287, 5 δε om. 17 βαλοῦσα βάλλουσα 19 Θεα-

γένους] prius ε in i mutatum manu diversa.

288, 5 έταίρων] έτέρων, alterum margo r. 6 Περδίπκου] περδίπου , 29 την παραλίαν] παραλίαν 30 καλ Κιλικίαν] πιλικίαν.

289, 12 προσαγαγόντος] προσάγοντος 32 δύω] δύο.

290, 19 82] 8' ut Wolfius et ego.

291, 6 τη ] om. 18 εί ] οι 22 έβαρβάρισε ] έβαρβάρησε 29 δ] om. recte

292, 1 καταρρέοντος] καταρρεύσαντος 5 τῆς ἐντὸς] τοῖς ἐντὸς, et τῆς ἐκτὸς margo r. 19 καὶ τὰ τέκνα] om.

293, 11 πεδίον] παιδίον, sed πε margo r. 13 καὶ τῶν ἐταίρων τινὲς] καὶ ἄλλοι τινες, ut καὶ ἄλλοι pro καὶ solo A 28 εἰ μὴ Παρμενίων παρμενίων εἰ μὴ.

294, 13 αὐξανομένων] αὐξομένων 14 περί] πρὸς,

sed περί margo r. 29 αὐτὸ] αὐτῷ, corr. r.

295, 4 ύπὸ δίψης] ὑπὸ δίψους, et post διαπειμένω 9 ήπείγετο] ὑπήγετο, corr. margo r. 14 δ' of] of 30 ἐπόμισαν om. Duc.] addit.

296, 1 καὶ τῆς μὲν ] τῆς μὲν ] 5 σφᾶς ] in rasura [22 ἡττηθέντα ] ante hoc asteriscus [24] καὶ μεγαλαυτοῦντα ] οπ. [28] οἴμοι ] οἴμμοι [28] ὁἰμοι [28] ὁἰμοι [28] ὁἰμοι [28] ὁἰμοι [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [2

297, 30 κάκιστος έγω] κάκιστος έκεῖνος έγω.

 $298, 9 \ \vec{\omega} \vec{v} \ \vec{\eta} \vec{v} \ 11 \ \vec{v} \mu \vec{\omega} \vec{v} \ \vec{\eta} \mu \vec{\omega} \vec{v}$ .

299, 8 δυσί] δυσ΄, i. e. δυσίν, ut Wolfius δοργυίας] δοργυάς 9 δυσθυμήσας] δυσορμήσας, corr. margo r. ἀπρόϊτος] ἀπρόσιτος 23 δύω] δύο.

300, 12 πόλεις] πόλλεις, corr. r. 13 αὐτοῖς] om. 17 καταβαλών] in rasura 18 ἐν μέσει] ἐν μέσω, sed cum asterisco ante ἐν r. 21 ἡτρέμει] ἀτρέμας ἡν 24 ἡρέμα] ἡρεμα.

302, 14 ώς] om. recte 21 'Αντιπάτοω] άντιπράτω,

corr. r. 32 ἐπ] δια.

303, 13 ἐκδὖεσθαι] ἐνδύεσθαι, sed ἐκ margo r. 18 μεσσήνιος] μεσήνιος 29 οὖν] om. 30 ὁ] om. recte.

304, 3 καὶ τὸν ᾿Αλέξανδοον] his, altero deleto r. 6

'Αριστοτέλη] ἀριστο , ut paullo supra, quod est -λη potius quam λην 9 Νωνάπριδι] νωναπρίδι 13 τῷ Duc.] τὸ οἱ δὲ πλείους —'Αλέξανδρον] bis posita, deleto altero, ubi φὴ pro φὰ μὴ ἀποστῆναι] προστῆναι, sed alterum margo r.

305, 8 πρός άλλήλους] om.

307, 7 σαββάτω] om. 27 Πτολεμαίου] τ om. pr., insertum r.

309, 5 ὁ βασιλεὺς] καὶ ὁ βασιλεὺς 8 καλλίστας] καλλίστοις, sed α super οι 12 ἡμέραιν Duc.] ἡμέραις. 310, 9 δύω] δύο 19 καὶ — Πτολεμαΐον] om.

311, 17 d'] dè.

312, 12 πιπράσκοντος] ἐπιπράσκοντο.

313, 26 προετίμα] προσετίμα, deleto σ r.

314, 8 őσων] őσα 16 έφη om. Duc.] addit 31

315, 23 dè nal dè.

316, 3 αὐτῷ] αὐτὸν 12 συνεπαρήγοντες] συνεπαρήσοντες, sed γ margo r. 20 συλήσαε] συλλήσαε 27 δ'] δὲ ut Wolfius et haud dubie A, non δ', ut Ducangius.

317, 18 τις] om. 318. 5 δὲ καὶ δὲ.

- 319, 22 wlon. Duc.] olon. 26 nai onta onta recte.
- 320, 8 ήττα ή] ή supra v. ead. m. 14 ἐπίτροπον] διάδοχον, sed ἐπίτροπον margo r. 15 ταῦτα] om. 20 ἐξελεῖν] ἐξελθεῖν.
- 321, 18 Βέρροιαν] βέροιαν 26 τῷ ἀρχιερατικῷ] τῶν ἀρχιερέων 29 Ἡλιουπολίτη] ου lineola notatum r., et scribendum Ἡλιοπολίτη.

322, 27 ἐπεχείρησε ἐπεχείρισε.

323, 15 ἀρχιεροσύνην] ἀρχιερωσύνην.

- 324, 27 νομιζόμενα] πομιζόμενα 28 τον Ίωνάθαν εξήτει και επηλθεν αὐτῷ] τῷ ἰωναθὰν εξήτει και επηλθεν αὐτῷ 32 ηλατο] ηλλατο.
- 325, 17 Ἰωνάθην] ἰωνα΄, i. e. ἰωναθὰν ut A, quod recipi potest, etsi in sequentibus quoque scriptura variat usque ad p. 213 Par. 22 Ἰωνάθαν Duc.] ἰωνάθου, quod reponendum 25 οἰκοδομήσας] δο s. v. m. rec.

326, 8 de d' ut Wolfius et ego.

327, 6 παραλαβών] λα s. v. m. rec. 9 πρὸς Duc.] εἰς 12 τοῦ τελευτήσαντος] τοῦ addit margo r. 13 χειρὸς Duc. haud dubie ex cod.] δυνάμεως 21 καὶ νικᾶ] om.

328, 1 δε αὐτον] αὐτον 23 σύν Δημητρίω] om.

329, 9 τὴν πεῖραν ἐκείνου] om. 12 ἐπολ.—ἀκο. bis, altero deleto r. 18 ἰερεῖς δὲ] ἰερεῖς 23 ὡς δὲ] ὡς 25 γνοὺς] γνοὺς δὲ 27 παῖδα Duc.] τὸν παίδα 30 Ἰωνάθαν] hic ἰωνάθ, i. e. ἰωνάθην, sed 20

lova, i. e. lωνάθαν. Distincte lωνάθην 330, 4 αὐτῷ ἐωντῶ.

330, 7 τον om. Duc.] addit 31 Ἰωνάθας] Ιωνάθ,

i. e. ἰωνάθης, sed 331, 7, 12; 332, 22 ἰωνα, i. e. ἰωνά-

θου, non, ut 331, 7 A, Ιωνάθη.

332, 3 έλεῖν καί] έλου 5 Ἰωνάθας] ἰωνάθ compendio expresso ης. Sic et 12 17 κεκίνηνο κεκίνηνο

25 δηλῶν] anguste inserit, qui pr. ἔπεμψεν, omisso δηλῶν.

333, 24 ἀλωμένου] άλωμένου, ut Wolfiana 25 της Δημ.] δημητοίου σωτής δημ. [Mox scr. έκκεκλ.]

334, 3 προσεκ. Duc.] προεκ. 20 ἀπολαβών] ἀπολαβόντα 25 μήτης] μρά, i. e. μητέρα, ut 23, unde hic repetitum.

335, 14 έορτην] σκηνοπηγίαν 30 είσεδέξατο] είσε-

δέξατο.

336, 2 Δημήτριος] δημητρίω 14 τῆς βασιλείας] τοῦ βασιλέως correctus in marg. r. 26 περὶ — ἐμάχετο post 24 'Αντιόχου 28 ὑπάρχων] ὑπάρχειν ut A, ὑπάρχ" scriptum, ut p. 363, 18 τυχεῖν scriptum τϋχ//

337, 1 δε] om. estque aut delendum aut, ut ego feci, τε scribendum 5 δε δε δ΄ 9 δε και] δε ἀπήγγειλε]

άπαγγεῖλαι.

338, 4 συνέβη] δ' addit margo r. 7 προσετίθει] ita pr., quum super ε praeter accentum appareat punctum ad ε pertinens, sed corr. προσετέθη μοίρα] μοίρα pr., nunc μοίρα.

339, 4 βουλεύεται] βούλεται 12 'Αντιγόνου] ἀντιζου, sed γονου margo r. 20 ἀνεβόησεν] ἐβόησεν

30 τοιούτο] τοιούτον.

340, 20 καὐτοῦ] καὶ αὐτοῦ 24 οἰα] οἰς ό] om.

341, 14 έστράτευε] έστράτευσε 32 έως] ώς.

342, 18 δύω] δύο.

343, 4 εἰς δάπουα] δάπουα 26 ὁ ᾿Αο.] ἀο. recte 29 μέλειν] μέλλειν.

344, 7 καὶ ή] ή 17 τὴν βασιλείαν] τὰ βασί.

345, 23 λυθείσης] λυθείσα 27 ἐξ ᾿Αριστοβούλου] ἀριστοβούλω 29 ἐν τῷ] τῷ.

346, 7 ἄρχεσθαι] μη βασιλεύειν 16 εἰσήγαγεν] εἰσῆγεν 17 οὖσαν καὶ δια τοῦτο] haec in rasura et litura

angustissimae lacunae ita scripta: οὖσ (ita fere scribi solet αν

per compendium) δια καί.

347, 13 γοῦν] γὰο, sed δέ margo r. 16 δ'] δὲ 24 δ'] δὲ ut Wolfius 25 ξαυτοὺς] ἀλλήλους 32 πελέπει] om.

348, 1 'Pωμαίοις] om. ut A. Sed habet Iosephus 14, 3, 4 29 συναποδράντος] συναποδράσαντος 30

δύω] δύο.

349, 14 δὲ] om. 16 ἀριθμούμενον] ἀριθμούμενα 19 δύω] δύο 25 Φασάηλος] φαρσάηλος 30 ἔπεμψε] ἔπεμπε.

350, 28 ὑπὸ ] ὑπὲρ et ὑπὸ margo r. 29 δὲ ] δ' ut

Wolfins.

351, 1 'Αντιπάτρου] ἀντιπάτρω, sed ou factum ex ω r.
11 'Ηρώδην] πρὸς ἡρώδην 16 εἶς δὲ] εἶς pr., anguste inserto ead. m. δὲ 17 καὶ πεποιθώς] πεποιθώς
21 'Ηρώδην] ἡρώδης 25 ὡς οὖτος] om. 29 τῷ 'Ηρώδη] τὸν ἡρώδην.

 $35\overline{2}$ ,  $11 \stackrel{\circ}{b}v$   $\stackrel{\circ}{b}v$   $20 \times 20 \times 20 \stackrel{\circ}{\epsilon}$   $22 \stackrel{\circ}{\alpha}\mu \varphi o \stackrel{\circ}{i}v$  ead.

m. supplet margo.

353, 6 ενεχείοισαν] ενεχείοησαν 9 συγκεκρότητο] συνεκρότητο 18 δε addit 29 το πράγμα] om.

354, 12 ἄρτι] ἄντικου margo r. ἐπιβάντι] om. 16 δὲ] om. 18 Δωρίδα] δωρί δωρίδα 21 καὶ Καίσαρος] καίσαρος.

355, 8 αὐτῶν] αὐτὸν 11 αὐτῷ] αὐτοῦ 23 λοι-

πολ] πολλολ 28 ελ Duc.] ην.

356, 10 τῶν βαρβάρων] βαρβάρων δὲ καὶ] δὲ 14 αὐτῶν] αὐτὸν διαφύγοι] διαφύγη ut Wolfius 15

παριππάσασθαι] παριππεύσασθαι ut Wolfiana. V. praef. vol. 1, p. XXI 20 έγγεγυημένην] έγγυημένην, i. e. ήγ-γυημένην, ut dixi praef. ad vol. 1, p. VI 31 μέντοι] δέ.

357, 13 δεσμώτας δεσμότας.

358, 3 μετεμέλησε] μεμελέτηπε, sed μετέμελε margo r.
11 'Αντωνίω] om. 13 παραστησάμενος] παραστησάμενοι 23 Μασάδαν] βασάδαν διόλου] δι' δλου δε] δ' ut Wolfius, recte 24 ως] om.

359, 4 Ἰωππην] ιώπην 5 Μασάδαν] μασα"δαν sic fere, anguste inserto  $\nu$  8 έστρατοπεδεύσαντο] έστρατοπεδεύσατο 15 έξορμήσας] έξωρμήσας ut Wolfius 20 έν τθίς] τοῖς 21 έν ὄρεσί] om.

360, 7 καὶ ἄπαν] καὶ τό τε ᾶπαν, fere ut A, qui καὶ τὸ ᾶπαν  $22 \tilde{\eta} \lambda \vartheta$ εν ἐπὶ]  $\tilde{\eta} \lambda \vartheta$ ε διὰ  $28 \lambda (\vartheta \circ \iota \varsigma) \lambda (\vartheta \circ \iota \varsigma)$ 

361, 12 δὲ] δ' ut Wolfius, recte 14 τοῦ Ἰωσὴφ τεφαλῆς Ἰωσὴφ 18 πρὸς τὴν] supra versum angusta inserta eadem manu 19 αὐτὸς ] ὡς αὐτὸς cum lineola infra ὡς 27 ἐπὶ δ' ἐπὶ 29 ἡρέθη δὲ] ἡρέθη γὰρ, sed δὲ margo r.

362, 7 τῶν] τὸν (τ), sed τ margo r. 22 ᾿Ασαμωναίων ὰσσαμωναίων 29 μάλιστα] om. Πολ-

λίωνα] πολίωνα.

363, 4 μετελεύσεται] μετελάσεται, sed ευ margo r. 5 τῶν] τὸν (τ) 13 παρειληφέναι] προειληφέναι 19 ἀρμερωσύνης 20 δ'] δὲ ut Wolfius 22 προεβείαν] alia m. supra v., quae differt a manu marginis, et alia quoque nonnulla sic supplevit inter versus 23 καὶ δῶρα ἔπεμψεν] om.

364, 1 δε δ' ut Wolfius 6 καλ. 'Αρ.] καλ καὶ ἀρ. 10 Δέλλιος δέσμιος, sed Δέλλιος margo r. 12 Μα-

ριάμμην] μαριάμην 32 χαρά τε] χαρά τις.

<sup>3</sup>65, 2 περί] ποτὲ, sed περί margo r. 3 ἰεροσύνης] ἰεροσύνης 6 ώς] om. et supplet margo r.

65, 7 δὲ] δ' ut Wolfius et ego 12 ή] η 16  $70^\circ$  , om. 21 ξμελλον παρεσκεύαστο] invertit 30 αὐτὸν ut Wolfius.

<sup>R</sup>6, 7 καν] και ut A, cuius constructionis v. νήχομαι C

exempla quaedam attuli ad Stephanum p. 1507, D; aliorum verborum cum dativo sic coniunctorum supra ad p. 228, 3.

367, 1 έκφήναι ] έκφθηναι ] ] δὲ καὶ ] καὶ s. v. ead. m. 4 ntelveiev | ntelveiv, alterum margo r. τυγχάνει] -νειν deleto ν r. 16 έαυτῆς] αὐτῆς χαλεπον] καιρον fere ut A, qui κακόν, χαλεπον margo r., ut loscphus 15, 3, 9.

368, 1 αὐτῆς αὐτῶ.

369, 7  $H \rho \omega \delta \eta$ ]  $\dot{\eta} \rho \omega \delta \eta \varsigma$ , deleto  $\sigma$  r. 30 διεχειρίσατο, sed ι margo r 31 τα του ut A, τουτο margo r.

370, 5 Μασάδοις] μάσαδι 9 Ίτουραιου] Ιτοραι, et λτούραιον margo r. 19 ύποστολης ύπερβολης, alterum margo r. 28 μηδ' έαυτῶν] μη δεξ αὐτῶν, et μήδ' έαυτων margo r.

371, 30 ovons bis.

372, 23 θανάτω] θάνατον 24 ξαυτης] αὐτην, fere ut A, qui εαυτη 25 εκπηδήσασα] εμπηδήσασα perspicue.

373, 11 6] addit 13 τον έκ τοῦ νοσεῖν κίνδυνον] τον έκ τοῦ θανάτου κίνδυνον 20 συνωμοσάμενοι sic etiam hic cod. 23 φωραθέντες] φθαρέντες, alterum margo r. 27 καὶ μελιστὶ ] μελιστὶ.

374, 1 λοιμός] λι-μός, ascripto versus initio λι r.

13 έαυτοῖς οm. 26 παρά περί perspicue, παρά 27 προσκατειργάσετο] προκατειργάσατο. margo r.

375, 2 τότε] τόδε, sed τότε margo r. 4 αὐτῷ προκεχ.] αὐτῆ προσκ. et αὐτῷ προκε margo r. 15 ἐκβαίνειν έθων] έθων έκβαίνειν 19 τοιούτοις] τούτοις, ut A. Sed τοιούτοις losephus 15, 10, 1 23-24 καὶ - προσέθετο] addit.

376, 7 ταὐτὸν] αὐτὸν et ταὐτὸν margo r.

θαδιάζ.] έξαυθαδιζ. 14 είκου] ήκου, sed είκου margo i 15 Πολλίωνα] πολίωνα ut 19 21 του Μαναίμ] τη μαοιάμ, sed του μαναίμ margo r. 24 ές διδασκάλου] om sed habet Iosephus: alioqui delenda foret inutilis ad poital appendix.

377, 6 Έσσηνούς δσηνούς superscripto σ r, καταβαλόμενος καταβαλλόμενος 11 όχυρότητι] όχυρό τατον, et η super α et ι super o r. et alia coniectura διαφό-

pos in marg. 28 ore ort, sed ore margo r.

378, 5 τὰ] om. 6 ἐκείνοις] ἐκείνης, et οισ margo r. γὰρ] om. 23 μητέρα] κατὰ et μητέρα margo r. Tum addit τὴν μαριὰμ ut A, quod omisso μητέρα habet losephus 16, 1, 2.

379, 4 νεανίσκων] παίδων, et margo eadem m., ut videtur, γρ. νεανίσκων 5 ὅσοιπερ] ὥσπερ et οἵπερ margo r.

380, 14 ανίει] ανήει 25 μη δ' Duc.] μη 26

συνδακρύοντας] δακρύοντας.

381, 25 την βασιλείαν] τὰ βασίλεια.

382,  $2 \delta \hat{\epsilon}$ ] δ' ut A et Wolfius, recte  $5 \hat{\epsilon}$ νεστός]  $\hat{\epsilon}$ νεστώς δαπανῶν] δαπανᾶν  $17 \hat{\alpha}$ νέκφορον]  $\hat{\epsilon}$ κφορον  $21 \Sigma \alpha \lambda \delta \omega$ ντος] σολομῶντος recte τεθησαύριστος ic  $28 \delta$ ] om.

383, 16 δε om. 32  $\alpha \varrho \chi \tilde{\eta}_{\varsigma}$  δούλης, sed  $\alpha \varrho \chi \tilde{\eta}_{\varsigma}$ 

margo r.

L.

384, 4 ἀπηγγ.] ἐπηγγ., correcto ἀ r. 8 εἰπὼν] εἶπον 13 οὐ] supplet margo r. μὴ pro οὐ Α 17 συνθεῖναι] συμπείσειν, et συνθεῖναι margo r.

385, 4 Ήρωδην] ήρωδην et ν s. v. r. 14 είδείη-

σαν] είδείεισαν 18 παρά] περί, et παρά margo r.

386, 4 πατασκ.] πατεσκ. 5 την των] των 22 διαλύειν] om. et διαλύσειν (sic) margo r. 23 χαλεπότητος] χαλεποτάτης, et τητοσ margo r., sed alia, ut videtur, m.

29 αὐτῷ] om. 32 ἐαυτὸν] αὐτὸν, et τῶν πάντων αἴττων αὐτὸν ὁμολογοῦντα margo r. Zonaram non uti forma

αύτον dixi supra ad p. 160, 5.

387, 1 συλλήψεσθαι] συλλήψεται, et margo r., sed alia quam ad p. 387, 32 manu σθ 3 Ἡρώδη] Ἡρώδου 6 Ευρυκλής] ου s. v. ead. m. 8 ἄνθρωπος] om. Ἡρώ-

όην] ἡρω i. e. ἡρώδη. V. p. 364, 16 20 ποιῆσαι tacito Ducangius, ut Iosephus 16, 10, 1] ἐποιεῖτο, ut Wolfius 25 δύω] δύο.

388, 1 δε] om. 9 διισχυρίζετο] απισχυρίζετο 10

δε δ' ut Wolfius et ego 15 εὐθύς anguste insertum

389, 6 μέν τι] μέντοι, deleto o r. 10 παραλαβόντα] παραλαβόντες, sed τὰ margo r. 17 τε] om. 20 ετερον] om. recte η αλή, unde πλήν margo r. 26 περιεστώτας] προεστώτας, sed ε et ι s. v. r.

390, 10 únie] παρ', sed περί margo r. 13 ουό-

ματι] ὄνομα 14 πολλά] addit δέ, quod delet margo r.

15 δε om.

391, 16 d'] dè hic, non 11 17 altia γενομένους] altia ut A, sed margo r. addit γενομένους. Habet Iosephus

16, 11, 6 27 δύω] δύο.

392, 3 δηλαδή] δη prius in ras. ead. m. 8 παίδες]
om. θυγάτηο] θυγατέρες et θυγάτηο margo r. 9 δὲ]
om. 23 σημαντικον] σημαντική ut A, recte 29 γενέσθαι] γίνεσθαι.

 $39\overline{3}$ , 3 δ'] δὲ ut Wolfius 5 ἀνέπφορα] ἔπφορα et ἀνεπ. margo r. 11 εὐνοῦντες] εὐνοοῦντες 17 δ  $B\alpha$ -

 $\gamma \omega \omega \omega Duc.$   $\beta \omega \gamma \omega \omega \omega \omega \Omega = 19 \omega \nu \frac{1}{\eta} \nu$ .

393, 19 ώς συν.] συν. 30 συνήεσαν] inter η et ε

deleta littera, fortasse o.

394, 2 γοῦν] οὖν pr., cui ead. m. addidit  $\gamma$  3 καὶ διαθήκην] διαθήκην 16 Hρώδην] ήρωδ<sup> $\Lambda$ </sup>, i. e. ήρωδη ut A. V. supra p. 387, 8. Mox 23; 395, 5 et 396, 17

ήρω, δ cum ductu scripto 28 έπιμήκιστον] έπὶ μή-

κιστον.

395, 3 ὄντα] ὄντων, sed α s. v. r. 12 πάλιν ἠοώτα] πάλιν ἠοώτα πάλιν, ut Α ἠοώτα πάλιν 28 Σίμωνα] om.

et addit margo r.

396, 14 εν Τάραντι δε την (τοῦ Ducang.) Φερώρου μαθών] εν τάραντι μαθών την φερώρου 21 Οὐάρου τοῦ της Σ.] Οὔαρος ὁ της margo r., non offensus sequenti ηγεμονεύοντος 24 εἰσίει] εἰσήει.

397, 7 πιστῶν] ante hoc asteriscus r. 12 ἐκέλευεν] ἐκέλευσεν 28 εἰς τὸ μέσον] bis, prius notatum lineola r.

31 Ήρώδης ] εύρώδης, sed η r.

398, 4 ἔπεμψα] ἔγραψα, illud margo r. 6 ολοθα —

γνωσθείην] om. ut A, addit margo r., ubi δύω 14 'Ακμή 'Αντιπάτεφο] om., addit margo r. 15 έσταλμέντης] ultima superscripta sic ut η videatur, unde ad τῆς praecedens τῆ margo r. 18 κατὰ τοῦ] κατὰ σοῦ.

399, 1 δ'] om. 11 δ'] δε 12 εν] om. 20 την νεότητα] τον νεότατον et τῶν νεωτάτων margo r., lineola infra τάτων ducta et addito τέρων 24 και Ματθίας] δ ματθίας, sed και margo r.

400, 19 Ίωζαρον] ἰωὰς 10 ἀδελφὸν τῆς αὐτοῦ γυναικὸς] γυναικὸς ἰδίας, fere ut A, sed ἰωζαρον ἀδελφὸν τῆς αὐτοῦ γυναικὸς margo r. 17 περί] παρὰ perspicue 22 οὐδὲ] ante hoc asteriscus r. 23 καὶ τὸν] τὸν.

401, 19 αναπραγόντος] αναπραγότος et ν super γο r.,

ut **A** αναπραγότος.

402, 13 ἀποκληφοῦσαι] ἀποκληφοῦσθαι, deleto & r. 15 κυφοῦσθαι] κυφοῦμαι.

Vol. 2, p. 1, 2 εύφημηθείς] εύφημησθείς, deleto σ ante θείς 15 τοιούτοις] τούτοις.

2, 3 παραχρῆμα] quum παρα scriptum sit, ut περὶ videatur, παρα margo r. 6 Άρχελάου] ἀρχέλαον 24 τῶν] om.

3, 4 καταρρηγυ.] συγκαταρρ. 11 τριακόσια] τρίακόσια, eadem manu in τετρακόσια mutatum 31 αὐτὸυ]

αὐτὰ et αὐτὸν margo r.

4, 5 κακοῦντες] καλοῦντες, sed κ super  $\lambda$  r. 7 δὲ] δ' ut Wolfius et ego 11 Γαλιλαίοις] γαλιλαίους ut A, syllaba ous eodem compendio superscripta quo 4 in πλήθους et alibi saepe 15 Οὐάρου] οὔαρος perspicue propter οὔα-ρος 7 23 πέμπει] om.

5, 5 πάντα] πάντες 17 των έγκλ.] τ έγκλ.

6, 5 Ἡρώδην] ἡρώδη sic sine compendio
14 ἐτετοάχωτο] ἐτετούχωτο, sed ἐτετοάχωτο margo r.
28 Ἰωου] Ἰωὰς.

7, 11 γάρ] δὲ 13 έξηγοῦντο] έξηγεῖτο et οῦν

rgo r.

8, 4 εlς] om, addit margo r. 15 lωαζάρου] lωὰσ ' οἰκείων] δι' οἰκείων, sed cum lineola infra δι' r. ἔσπευ-

dov ov in rasura, sed eadem manu scriptum. A tamen ἔσπευδε, quod non sufficit spatio inter hoc et περδών.

9, 8 απονέμουσι] απονέμ in rasura.

10, 3  $\eta$   $\tau \tilde{\eta}$ , sed cum lineola infra hoc r. δεσπότην] om. et addit margo r. 17 Ιωάζαρον] Ιωάς ut 19 Σεθεί] σεθεί 28 έβίω] έβίωσε Α ζωάν 30 Aißlag Duc. ] loullag.

11, 22 περιστήσας] περιθηναι, sed περιστήσας margo r.

23 θάνατον] θανάτ, sed θάνατον margo r.

12, 8 τοῖς Ἰουδαίοις τῆς ἰουδαίας, scripto cum compendio ag, sed of margo r., non animadverso altero

è initio versus, nec littera apparet detrita.

13, 3 αὐτῷ] αὐτοῦ 4 πάντες γὰς] πάντες ut A, 6 δέδωκε | έδωκε ut Wolfius 16 ουτω | ουτ ) i. e. 23 ἐκβοάσσων] κ s. v. r. ovtws ut A, recte στότητι διαφέρουσα [ χρηστό | τητι, inter duo versus divisum. Εt Α σεμνυνομένη χοηστότητι.

14, 20 als | ws.

15, 9 "Αννουβιν ] άννούβιον ut A, et 'Ανούβιον Iosephus, quamvis 2" Αυνουβις, non ut A, mutet in 'Αυνούβιος etiam hie codex, ut haud dubie scribendum sit έμαντώ, ut apud Iosephum. Nam quod Pinderus nescio an ex A posuit αύτω, iam ad p. 160, 5 animadverti non dicere Zonaram 24 Μωυσέως μωυσέος 28 ουίτέλιον ubique.

16, 1 έφ οίς έγκαλείται 2 post Ιουδαίας posita, sed pr. m. post απολ. transferuntur 17 ἐκείνου] οίπείου 19 δε δ' ut Wolfius et ego 23 ἐπεδίδοτο απεδίδοτο 29 οὐιτέλλιος ] loυτέλιος, ut 10 loυτέλιον δε δ δ' ut Wol-

fius, recte.

17, 18 δὲ δὲ δ.

18, 2 βουλευόμενον Duc.] βουλόμενον ut Wolfius et ego, neque aliter, opinor, A, quamvis taceat collatio apud Pinderum, qui βουλευόμενον, ut ad alia Parisinae vitia. Conf. autem p. 24, 18 22 ξώκασι ζοίκασι 26 δέσμοις] θέσμους 28 δόξαν] δόξα, ν paullo supra ead. m.

19, 12 ώρκισε | ώρμησε 16 γαρ s. v. ead m. 24

τη Δ.] τοῦ δ. 26 παρ αὐτῆς] om.

20, 4 ανερεθίζηται Duc.] έρεθίζηται ut Wolfius. Alteum losephus 18, 6, 1. Itaque hoc quidem Ducangius ex li-

pris duxisse videtur 30 ήξίου ηξίουν deleto ν r.

21, 2 αὐτοῦ] om. δύω] δύο 3 δισχιλίας] χιλίας It A, sed δισ margo r. χιλίαις etiam Iosephi 18, 6, 3 codex asb., qui etiam paullo ante solus cum Zonara Πέτρον pro telerorum vitio πρώτον 7 ἐπ' Duc.] ἀπ' 11 μυριάδα] μυριάδας 19 ἀμβλύτεροι] ἀμβλυότεροι, deleto o r.

22, 6 γένοιτο] γίνοιτο 19 βοαδύτητος Duc.] βοα-

θυτήτος ut Wolfius et ego 20 δύω] δύο.

23, 11 είτε] εί βούβονα] βούβωνα.

24, 13 Γέμελλος] γέβελος, sed μελλος superscr. r.

25, 6 είκοσι καὶ δυοίν] δύο καὶ είκοσι.

26,  $2 \, \hat{\epsilon} \nu$ ] in rasura  $ro\tilde{v}$ ] om. ut A. losephus 18, 6, 10,  $ro\tilde{v}$   $T\iota\beta\epsilon\varrho(ov\ \tau\dot{o}\ \sigma\tilde{\omega}\mu\alpha)$  6  $\lambda\dot{v}\sigma\alpha\nu\tau\sigma_{\mathcal{G}}$ , sed o super or eadem m. 19  $\delta\dot{\epsilon}ov\tau\alpha$ ]  $\delta\dot{\epsilon}ov\ \tau\dot{\alpha}$  20  $\dot{\eta}$ ] om. 23  $\tau\dot{o}v$  and  $\dot{\sigma}\omega\dot{\sigma}\omega$ ] om. et addit margo r.  $\dot{\epsilon}n\dot{\epsilon}$ ] in ras.

28, 12 Οὐιτελλίου] loyτελίου 13 έμβαλεῖν] έκβα-

leiv, sed μ ead. m. super κ 17 σε γαρ] σε.

29, 24 διὰ τὸν] διὰ ut A, recte 31 τῶν περὶ σεαυτοῦ τὸ ποιητέον συλλόγισαι] primum scriptum fuisse videtur περὶ σεαυτοῦ | συλλόγισαι. Deinde eadem m. τῶν super σε scriptum compendio  $\bar{\tau}$ , et post σεαυτοῦ supra finem versus eminens τὸ et prominens supra initium sequentis versus

ποιητέ.

30, 5 τοῦ] om. 10 φόβου] φόβου 12 ἀνάρησιν] ἀναίρεσιν, sed ἀνάρρησιν margo r. 16 ὁ β. καὶ π. αὐτοῦ 'H.] ἡ, ὁ β. καὶ π. αὐτοῦ 17 τὴν] om. 20 τρὸς τοὺς 'Aleξανδρεῖς' of ἀλεξανδρεῖς, unde margo r. καὶ addit initio seq. versus ante of 27 τοῖν]  $\nu$  in ras., pr. fortasse c (τοῖς).

31, 19 δύω] δύο 22 δὲ] δ' ut Wolfius et ego 25 Δωρίται παράβολοι καὶ θρασείς] παράβολοι καὶ θρασείς δωρίται 30 πούπλιον] που παί et margo r. πούπλιον

31 d'] δè.

32, 11 εππαρχος] ο εππαρχος 22 συνέστιον εσόμενον Duc.] συνεστιαθησόμενον ut A et Wolfius. συνέστιον

εσόμενον unde petiverit Ducangius non dixit. Iosephus συνέστιον γενησόμενον 28 δέσμα Duc.] δεσμά · 31 ὁ βασιλεύς ούτος] ούτος ὁ βασιλεύς εν δωρεαίς] om. ut A. Sed habet Iosephus.

33, 2 όμοίως] om. 3 οὖν] γοῦν τοῖς] om. 34, 1 τοῖς] τῆς 8 πατρώφ] πρόω 23 καταλι-

πων κατέλιπεν.

35, 3 τρεφόμενος] στρεφόμενος ut Wolfiana 9 xal Καισαρεύσι καισαρεύσι 11 στάσιν τότε στάσιν τὸ, fere ut A, qui recte στάσιν τε, et s. v. τότε 13 στολην om. et addit margo r. 20 καὶ δ δ 24 ἐπέστειλε] 32 Καμεί παμεί. απέστειλε

36, 7 ύπερέθετο] ὑπέθετο fere ut A, qui ἐπέθετο. ὑπερέθετο margo r. 18 καί ος καί 26 μεγιστάνας μεγιστάντας et ανασ margo r. 29 αλλά των πλειόνων των πλειόνων fere ut A, qui τῶν πλειόνων δέ. Sed άλλα addit margo

30 καὶ τούτων εκόντων] postrema duo τού έκον scripta anguste inserta inter καί et τήν.

37. 2 δ' αὐτίκα δὲ αὐτίκα 14 ὑπεδέξατο καὶ] om. ut A, recte 16 δ<sup>7</sup>] addit margo r. 30 τούτου] τοῦτο fere ut A, qui του. τούτου margo r.

38, 7 nai  $\delta$   $\beta$ agiheug nai aŭroi $\gamma$  nai aŭroi nai  $\delta$   $\beta$ aσιλεύς 14 έξ addit margo r. 20 τῶν Πάρθων ὁ β.] ο των πάρθων β., ut Wolfiana. Quod praetuli. Iosephus 20, 3, 1, δ δε τῶν Πάρθων βασιλεὺς 'Αρτάβανος.

39, 1 τὸν ἵππον] εἰς ἵππον 2 δ'] δὲ  $\tilde{\eta}$   $\tilde{\eta}$ λλατο 5 συντεθ.] συντιθ. 6 καὶ τὴν] τὴν ήλατο]. ούτω] τούτο 18 μετά δέ τινα] μετά τινα δὲ ut A, recte, etsi alterum est p. 285, 3. Iosephus 10, 4, 3 μετ' οὐ πολύ δέ. 27 Οὐολογέσης | ἀολογέσης perspicue.

40. 1 των τον 8 Ίζάτης ] om. 17 καὶ ἀξιοῦσιν αξιουσί sic.

41, 6 την δ' ἀρχην - κατέλιπεν Duc. ex codd.] om. ut. A et Wolfius 13 ilnv ilvv.

42, 20 ήδομένων] ήγουμένων.

43, 15 σποδώ σποδού.

44, 1 "Ανανον] ἄναν et ἄνανον margo r. 6 περί]
om. 9 ἀναβάντας] ἀναβάτας et ν s. ν. ead. m., ut videtur 14 Φήλικα] φίληκα et sic infra, sed φήλικα margo r.
15 Φιλίππου] φιλιππην, sed ου ead. m. s. ν. 17 'Αβέλλα] ἀκέλλα, et β super κ r. 20 Δρουσίλλαν] δρουσίλαν ut 25 28 Έλκίου] ἐλκίου.

45, 11 Αἰνόβαρβος] ὁ βάρβαρος 29 συλλαμβάνων] σαλαμάν, sed asterisco notatum et lineola infra ducta r.

46, 1 περὶ τοῦ πρειττόνως προϊστασθαι] om., et addit margo r., et παλῶς pro illis περὶ τοῦ πρειττόνως A 11 ξρημίαν] ἔρημον 20 δὲ] om. 22 διὰ] addit 26 οί Ἰουδαῖοι] ἰουδαῖοι.

47, 24 Βήφυλλον] πόφυλλον et βήφυλλον margo r.

25 δι' αυτού ] om.

48, 10 ἐρημίας] ἐρήμου 17 ἄποψιν] ὕποψιν 24 Ἑλκίαν] ἐλκίαν, et 28 25 ποππαία] πομπαία, et 27 32 τῷ ἀνανῷ υίῷ τοῦ ἀνα] τῷ ἄνα υίῷ τοῦ ἄνα.

Margo ad prius ανα r. ανανω δε των δε.

49, 21 Γαμαλιήλ] γαβοιήλ hic et 50, 4.

50, 15 αναδειχθέντος] αναδειχθέντες 22 δέ] om.

51, 2 δε] s. v. supplet ead. m, 6 την Ἰουδαίων] τὰ περὶ την ἰουδαίων 12 έξ] supplet margo r. 19 τῷ] om.

52, 9 Οὐιτέλλιον] οὐιτέλιον et οὐιτελίω et οὐιτέλιος etiam in seqq. 27 ξαυτῶν] ξαυτὸν, sed τῶν margo r.

53, 15 έμβοήσας] έκβοήσας, sed μ super κ r. 20 οῦτο sic 27 πεπραγμένων Dnc.] πεφραγμένων.

55, 2  $\delta\eta o\tilde{v}v$ ]  $\delta\eta\lambda o\tilde{v}v$ .

56, 6 ή ελέπολις] ελέπολις.

57, 4 ἐξώσθησαι] ἐξώθησαι 6 ὑφέρπων] ἐφέρπων 26 δ'] δὲ 30 δὲ] δ'.

58, 11 θύρας] θήρας 27 οὐ] s. v. ead. m.

59, 19 [Ρωμαΐοι] δωμαίων 32 τοῖς] την, et τ

. τῶν margo r.

60, 1 τοίς δέ τις ἔφις] τοῖς δ' ἔφις. Etiam Iosephus 5, 12, 2 οὐ μόνον τῶν ταγμάτων ἦν ἔφις sine τις, quod post δφμή apud utrumque. Sed codex similiter peccat 1, 2 5 αὐτὸς] οπ. 11 καὶ νεανίαι νεανίαι, sed

καὶ margo r. 13 καὶ θάπτειν] θάπτειν 31 οῦτω] οῦτως.

- 61, 1 δέ τι] δὲ 12 ἀνασχισθῆναι] σχισθῆναι
  20 τὸ μέδιμνον] etiam hic codex pro τὸ μέτρον, ut losephus, vel τὸν μέδιμνον, ut alii omnes 22 ποηλογεῖν] πολυλογεῖν, et ποηλογεῖν margo r. οἶον] οἶος sed ν s. v. r. 23 ἀνερευνῶντες] ἐρευνῶντες ut losephus B. I. 5, 13, 7.
- 62, 10 ἀνδοίαν Duc.] ἀνδοείαν 13 παρεσύρησαν] παρεσεϊρησαν pr. et ἕνιοι anguste insertum ead. m. 19 αὐτον] om. 25 δύω] δύο 26 τὴν ἀντωνίαν] ἀντωνίαν 28 δὲ] om.
- 63, 19 ἐννάτην] ἐνάτην et 4 ἐνάτης ut ego 20 εύρων] εύρε perspicue, fere ut A, qui εύρον 31 δε] om.
- 64, 12 ἄσημος] εὔσημος et ἄ margo r. 19 κνίσης] κνίσης, ut ego, sed super σ scripto σ manu diversa et antiquiori quam quae in marg. conspicitur προσβαλούσης] προσβαλούσης, quod praestat 25 προσήγοντο] πρόγοντο, ση s. v. r. 26 διὰ τὴν τοῦ τείχους στερρότητα τοῦ τείχους στερρότητι ut A recte 28 κατασέσειστο Duc.] κατέσειστο ut A et Wolfius.
- 65, 2 βλάβης Duc.] βλάβην ut A et Wolfius, quod quum sit etiam in Iosephi nonnullis 6, 4, 1, 9, restitui pro eo quod Ducangius incertum unde intulerat. Est idem infra 23 3 υφάπτειν] φράττειν ut Wolfius 4 ἐνεδέδεντο] ἐνεδέδυντο
- 6 δέ] om. δ' Wolfius et ego 29 ἔξω infra versum paginae ultimum supplet ead. m.
  - 66, 8 διαρπάσαι Duc.] άρπάσαι.
  - 67, 28 αὐτὸν] αὐτῶν ὄντα] ὄντ i. e. ὄντος δύω] δύο.

68, 23 ενδοτέρου] ενδοτέρω.

- 69, 14 παραπλίνων] παρεγπλίνων fere ut A, qui παρεκπλίνων. Recipiendum quod etiam losephus habet παρεγπλίνων.
- 70, 1 πιπράσκεσθαι] πιπράσκιται, sed σθαι margo r. 4 ἡμέραις] ἡμέρας 12 ἐξωνείδισε] ἐξωνείδιζε 17 καταλείψειν] καὶ καταλείψειν 23 δὲ] om.

71, 8 παταφύγοιεν] παταφύροιεν, sed γ r. 23 ἀφυλάπτως] ἀφυλάπτ i. e. ἀφυλάπτως.

72,  $1 \operatorname{rov}$   $] \operatorname{rai} \operatorname{rov}$   $15 \operatorname{de} \operatorname{rai}$   $] \operatorname{de}$ .

73, 9 περιεσχέθησαν] περιεσχίσθησαν 18 έμπατούντες perspicue 24 ίπέτευε] ίπέτευσε,

ut A et plerique losephi, quod recipiendum.

74, 5 έμπερον.] ένπερον. 13 έδηλώθη] έδηλουτο, quod confirmatum ab Iosepho, qui έδηλου, restitui 16 κακουργία μάνους επήνεκτο Duc.] έπηκτο 29 δέ] δ' ut Wolfius et ego.

75, 6 'Αντιόχεια] ή αντιόχεια 11 τοις Έλλησι με-

τέχειν] μετέχειν τοῖς ελλησι 27 εθυσεν] εθυεν.

76, 6 πόλεσιν] in marg. supplet m. rec., sed diversa ab ta quae cetera scripsit
12 τοῖς Ἰουδαίοις προσήπτε τοῖς ἰουδαίοις
20 ἀνάγκας] ἀνάγτης et ασ margo r.
25 συνεῖφε] συνήφε.

77, 10 αὐτοῖς] αὐτῆς 12 δὲ] δ' 27 λίαν] sup-

plet m. rec., de qua ad 76, 6.

78, 5 μέγεθος] τὸ μέγεθος 10 τῆ] τῷ 16 τὸ ἀμα τὸ ἔμμηνον] τὸ ἔμμηνον αἶμα 21 τὸ ] addit 29

[in marg. corr. 309].

79, 11 δεινὰ] addit διατιθείς] διατεθείς, sed ι super ι r 19 αθρόον Duc.] αθρόα ut A et Wolfius et Iosephus, ut Parisinae vitium sustulisse videar 22 Ἐλεά-ξαρο ut A, recte, ut antea et postea 24 ίπέ-

πυσε] [κέτευε 28 αὐτοῦ] ξαυτοῦ.

80, 2 πυθόμενοι] πειθόμενοι 14 Ἰάφδην] ἰάφδαν 22 δὲ] δ' 24 δὲ] in marg. addit manus, de qua ad 76, 6 30 διαφιεμένοις] ita codex ut ed. Ducangii, Wolfiana et ego διαφειμένοις, ut apud Iosephum libri plures διαφιεμένοις. Quod si est etiam in Parisino, de quo tacetur, Σοπαταe est restituendum 31 Ἐμαοῦς] ἀμαοῦς.

81, 8 ἀπόγονος Ἰούδα] in marg. addit manus de qua ad p. 76, 6 15 ἐστεφανωμέναις ] ἐστεφανωμένης 19 στί-

20υς] στοίχους.

82, 7 τὰ] in marg. m., de qua ad p. 76, 6 8 ἐμφυόμενοι] ἐμφυρόμενοι, deleto r. 11 ἐνέβαλλον] ἐνέβαλον 15 ζωός] ζῶον eraso ο 19 ἔλαθεν] ἔλαθον ut A, quod recipiendum foret, nisi ἔλαθε haberet Iosephus 7, 9, 1, 13 26 προσκαλέσαιντο] προκαλέσαιντο, ut Iosephus 7,

9, 2, 16, cuius liber unus προσκαλέσαιντο.

83, 2 Αἰγύπτω] αἰγύπτω δὲ 12 ξαυτούς] αὐτοὺς
20 ἐξέπλησσεν] ἐξέπληξεν 21 οὐδὲ γὰο] οὐδὲ γὰο οὐδ²,
ut A. Sed alterum losephus. Nihilominus ita scripsisse videtur Zonaras, ut vol. 2, p. 269, B.

84, 2 Κατύλλω] παττύλω, sed 83, 29 πατύλλω 22 συνέστητο Duc.] συνέστη τὸ 30 ἀπανελήλυθε] έπα-

νελήλυθε.

85, 4 μη οm. et addit margo r. 6 inscr. col. rubr. περὶ τῆς ἀρχαιογονίας ὁωμαίων, quae Wolfius posuit ante p. 84, 18 ἀφῶκτο] οm. 7 ᾿Αβορρίγινας ἀμορρίγινας 16 Λαουινίαν] λατινίαν . 20 ὁμοροῦντες] ὁμορροῦντες.

86, 10 χώρα χώρω 25 πάστις πάδις.

87, 9 alvelov 8'] Alvelov 11 'Apovllov] apov-

88, 12 μύθω] μύθει perspicue 13 θυμοειδείς] θυμειδείς 14 έδόκει infra versum suppletum eadem m. 17 δέ ποτε] δὲ τοῖς] τῆς, sed οι s. v. r. 26 θαρ-

gαλέον ] e super uno e ead. m.

89, 26 τω Νομίτορι] τοῦ νομίτορος.

90, 6 ενθα προετράφησαν] ενθαπερ ετράφησαν 12 εμελλε] εμελλεν 15 πατάξοντος] πατάξαντος 17 παρά] περί et παρά margo r. 21 ΰννιν] ΰνιν πλήθος] πλήθει σφῶν λοιπὸν] λοιπὸν, et σφῶν margo r.

σενάτον] σενάγον et ατ margo r.

91, 26 ούτω] ούτως, recte.

92, 10 δέ] γαρ 31 καινηνιτών] καιηνιτών.

93, 1 γεγονότος] γεγονότες 14 τοῦ anguste insertumeadem m.

94, 13 των] om. 28 [Ρωμύλω] φωμύλου.

95, 26 οὐήιοι] οὐήροι et Οὐήιοι margo r.

96, 8 των 'Ρωμαίων] φωμαίων 11 πελευσθώσιν]

κελευσθήναι.

97, 3 χοηστοῦ] χριστοῦ 7 ἐταράττοντο] ἐτάραττον, et asteriscus super ἐ positus r. 18 ἀμείψοιτο] sic etiam

hic pro ἀμεθψαιτο, quod scripsi Θεοίς] Θεός et οί margo r. 20 δ'] δέ.

98, 7 'P $\omega\mu\dot{\nu}\lambda$ ov']  $\delta\omega\mu\dot{\nu}\lambda$ ov, sed infra ov lineola, et supra v 8  $\dot{\alpha}\nu\varepsilon\kappa\tau\dot{\nu}$ ov']  $\kappa$  s. v. ead. m. 15  $\delta\dot{\epsilon}$ ]  $\delta$ '.

99, 3 βασιλεύσοντα] βασιλεύοντα 5 δ'] δὲ 5 είλοντο] είχοντο et είλοντο margo r. 32 καὶ δ δῆ-μος] om.

100, 5 οὕτω δὲ] οὕτω τε 13 ἀνιστῶν] post hoc male repetita ex seqq. ἐν ἐκατὸν δὲ πρὸς ἑ. ἔτεσι, quo pertinere videtur signum r. super ἀνθο, versu praecedenti positum 29 αὐτὸν] αὐτὰ; et ὸν margo r. 30 γενομένης] γινομένης corr. in prima r., ut γε fuerit pr. πολέμιοι] supplet margo al. m., diversa a ceteris in marg.

101, 1 οὖτος] om. 11 'Απαρνᾶσιν] ἀρκανάσιν
14 ἐτῶν] αἰτῶν, et ε s. v. r. 16 'Ιανουάριον] ἰαννουάριον ut Wolfiana 18 συνεθίσαντος] σ postremum s. v. r.

utroque libro mox p. 103, 24, et in hoc vol.1, p. 636, B, in A vol. 2, p. 51, B, ubi θυγατριδήν praebet pro θυγατριδούν, et in omnibus ib. p. 161, C, ubi θυγατριδής. Et quanquam apud Theophanem Chronogr. p. 8, D; 14, D, Suyarolons ex cod. in θυγατριδούς est mutatum, Zonaram tamen utraque usum esse forma ostendunt loci citati. Nam ut λεοντιδής dixerunt recentiores pariter atque leovideús, de quo v. Thes. Stephani, ita alia multa eadem dixerunt forma in  $\delta \dot{\eta} \varsigma$ , quae post Eustathium Od. p. 1821, 35, memoravit Philemo ad Stephanum v. Aaylong citatus. Quam recentiorum consuetudinem ignorans Valckenarius, ut dictum ibidem, et haec omnia ficta opinatus ex formis in ενς corrigebat quae sunt quidem aliena a veteribus, sed recentioribus relinquenda, nedum ut ad Atticas formas pluralis in  $\tilde{\eta}_S$  sint revocanda, quae nonnulm fuit opinio. Confusionem in his formis produnt etiam in Thes. Steph. v. Ανεψιάδης de hoc pro ανεψιαδούς o annotavi et magis etiam mirum apud Annam Comn. .68, D, οί ἀνεψιαδείς, et p. 265, C, τοὺς αὐτοῦ ἀνεδεῖς.

102, 1 κατά] καὶ, et κατά margo r. 15 παρεχώρει]

παοεχώοουν 18 δέ] om. 29 δύω] δύο ut Pinderus tacito.

103, 24 θυγατριδούς] θυγατριδής ut A, recte. V. ad p. 101, 30 27 rubro col. superscr.: βασιλεία μαρκίου

τοῦ ἄγκου + δὲ δ'.

104, 2 ἀγκύλην] ἀγκύλαν, compendio scripto αν ut in στρατείαν, quod praehet pro στρατείας 12 ἀντιμύνατο] αντημύνατο 15 αὐξανομένων] αὐξανόντων 21 εἰ-

οηνεύειν] εἰρηνεῖν. Quod scriptum εἰρην, quo significatur εἰρηνεῖν, pro εἰρήνην accipiens corrector r. initio versus ante παρεσπεύασεν addidit ἄγειν 26 rubro coll. superscr. βασελεία λευκίου ταρκυνίου + 28 ταρκυννίαν] ταρκυνίαν, sed mox ipse quoque ταρκυννησίων.

105,  $2 P \hat{\nu} \hat{\nu} \hat{\mu} \hat{\nu} \hat{\nu} \hat{\nu} \hat{\nu}$  το το δωμαίων margo r.  $3 \hat{\nu} \hat{\nu} \hat{\nu} \hat{\nu}$  πόλει addit.  $10 \hat{\nu} \hat{\nu} \hat{\nu} \hat{\nu}$  το τε  $29 \hat{\nu} \hat{\nu} \hat{\nu}$  δύο, ut

Pinderus tacito.

106, 7 δὲ] om. C 9 τινι] s. v. ead. m. δὲ] γὰφ 10 φιλίως] φιλίους 12 βουλευτὰς] τοὺς βουλευτάς

17 έλεφάντινος] έλεφάντινα 18 αὐτοκράτορος] αὐτοκράτορα 24 κεκώλυκεν] πεποίηκεν, sed cum asterisco sûper  $\pi$  r. 27 τε] om.

107, 1 ἀπόποινε] ἀπόποιναι εί] είς 5 τοῦτο] τοῦτω 29 δύω] δύο, ut Pinderus tacito 30 ἐσταλμέ-

νους] ἐσταλμέναις, sed ov s. v. r.

108, 7 τὴν δὲ τῆς [Ρώμης] his rubro col. superscr.: περὶ τῆς βασιλείας τουλλίου + 10 Σερουίου] ἐπουρίου, et Σερουίου margo r. 13 γὰρ καὶ] γὰρ 26 συνδραμῶν] συνδραμῶν perspicue.

109, 10 γαρ] om. 13 Οὐολόσκους] codex, qui infra p. 127, 7 Οὐολούσκους 21 φυλετεύεσθαι] φυλάττεσθαι. 110, 1 [εροσυνῶν] [ερωσυνῶν ut ego 4 ἀστυκὰ]

110, 1 [εροσυνῶν] [ερωσυνῶν ut ego 4 ἀστυκὰ] ἀστικὰ [Revocandum autem post hoc καὶ a Pindero sollicitatum.] 12 κοινῶν] κοινῶν i, e, κοινωνῶν 27 τὴν βοῦν] τὸν βοῦν.

111, 8 προήκοντι] erasum post προ videtur σ 23 ανα-

βαθμῶν] ἀναβάθμων 31 εἶχεν] εἶ anguste insertum

super alia littera et  $\varepsilon$  sequentis  $\dot{\epsilon} \dot{m} \dot{\eta} \lambda \alpha \sigma \varepsilon \nu$ , etsi non fuit  $\dot{\alpha} \dot{n} \dot{\eta} - \lambda \alpha \sigma \varepsilon \nu$ .

112, 1 οὖν] om. 8 τυραννίσων] τυραννήσων.

113, 12 εταίρους] ετέρους, et αι margo r. 21 την τῶν πολιτικῶν] τὰ τῶν πολιτιῶν, sed asteriscum margo r. 32 Γαουίνων] γαυνίων.

114, 14 συμβουλήν] βουλήν ut A, quod verum videtur. Sic vol. 2, p. 168, C: "Εδοξεν ή βουλή τοῦ ανδρὸς άγαθή.

20 Faovivous yatvous.

115, [in inscr. corr. XI] 10 δύω] δύο hic et 12 et 18 15 τὸ] ead. m, s. v. 18 ἔργου] ενὸς.

116, 1 ανέφεθαι (sic)] αναίφεσθαι 8 Παλατίω]

λατίφο 20 τινα] om.

117, 3 προστησάμενος] προστησόμενος 4 εὐήθεις] εὐήθοις, corr. r. 14 τοῦ Duc.] τῶν 25 Κολλατίνου]  $\lambda$  alterum s. v. ead. m. 29 ως  $\delta$  οσον τῷ σώφρονι] σώφρονι, unde σύνη margo r.

118, 1 διαδώσειν] δώσειν 4 τυραννίσας] τυραννήσας 5 ένιαυτούς] ομ. 26 προθεϊναι] προβήναι et θεϊ-

vai margo r. 30 ην om. ανελείν om.

120, 3 έπεστάλκασιν] έστάλκασιν 6 τά] om. 31 αυτοχειρία] αὐτοχειρίοις.

121, 22 καὶ τριακόσιοι] τριακόσιοι 27 Λάρτην]

Κλάφαν, et λάφτην margo r.

122, 1 καὶ μάχην — τραυμ.] om. 5 γενομένου] γεγενημένου, recte.

123, 8 μάχαις] μάχεσι propter έθνεσι, et αισ margo r.

30 ποινών χρημάτων] invertit.

124, 5 καὶ αὖθις ϋπατος] αὖθις 19 Ποστούμιος] ποστούβιος.

125, 11 ἀγαγῶν] ἀναγαγῶν 23 Καμερίνον Duc.] παμέριον 26 Κομίνιος] παμίνιος 30 δούλων] om.

126. 3 κατὰ] ἀπὸ, et κατὰ margo r. 13 ἦν μὲν Duc.]
14 κατά γε τὴν ἐξουσίαν] κατά γε τῆ ἐξουσία 20

14 κατα γε την εξουσίαν κατα γε τη εξουσία α καὶ ] άλλα 24 παρετείνατο ] παρετείνετο.

127, 7 Οὐολόσκους] οὐολούσκους 11 οὕτε] bis, ori lineola infra notato r. 14 ἐψηφίσατο] erasum  $\nu$  it  $\alpha$  18 ἐρρήθη] om. 28 τούτοις] τούτφ.

128, 6 ἔτι] om. 8 μηδέν] μήτε fere ut A, qui μήτε, ut 129, 16 11 δυσμαχώτατον δυσμαχότατον.

129, 15 έλπίσαν] om. προσφέροντες] προσφερές,

et ovres margo r. 20 of] al, sed o in or mutato r.

130, 16  $\delta \hat{\epsilon}$ ] yào  $2\tilde{\epsilon}$  αλλά καὶ  $\hat{\epsilon}$ π' αὐτῶν] καὶ ἀπ' αὐτῶν fere ut A, qui καὶ ἀπ' αὐτῶν δ $\hat{\epsilon}$ , quod recipiendum.

132, 6 δε δ'.

133, 23 ήδύναντο] ήδύνατο, ut 7 έμηχανήσατο et su-

pra v. eadem m. scriptum v.

134, 12 τι] οπ. 16 Οὐολούσκοις] οὐολίσκοις 23 αΐ τε Duc.] αί δὲ 24 Οὐολομνία] οὐολουμνία Οὐετουρίνα] οὐετουρρίνα hic et 13.

135, 25 αὐτοῖς] αὐτοὺς et οῖσ margo r. 30 αἰρεῖσθαι] solum σθαι initio versus, unde αἰρεῖ ad marg. praecedentis post εὐπατριδῶν r. κατειργάσαντο] ν s. v. ead. m.

136, 1 Φούριον] φρούριον deleto ρ r. 22 ἐπίκαιρον] ἐπικαίριον 25 εἰ δὲ] εἰ ποτε] τότε 27 ἀφυλάκτοις] ἀφυλάκτους, et οι margo r. ἐπελθόντας] ἐπελθόντες 30 κατελείφθη] κατελήφθη, sed corr. in tertia eadem, ut videtur, m.

137, 4 ở' ] ớề.

138, 14 ές άρετην δε και σωφροσύνην] ες άρετη δε και σωφροσύνη 31 Κορουινον] κορούινον.

139, 14 πεπόμφασι] πεπόμ in fine versus 30 δ']

δε ut Wolfius.

140, 7 'Pωμαίοις] om.

141, 2 τε] om. 3 καὶ μέντοι] οὐ μέντοι.

143, 11 μη om. et addit margo r. 21 δικτάτορας] om. 27 Βαρβάτου] μαρβάτου.

144, 7 επιμελεϊσθαι] επιτελεϊσθαι 32 εππάρχοις]

ὑπάρχοις, et înn. margo r.

- 145, 4 δν] om. et addit margo r. 6 συμπάντων] συμβάντων et π margo r. 19 μὲν] om. 20 προσωκειωσ.] προσοικειωσ. 25 μήνημα] μήνυμα 30 δὲ] δ' ut Wolfius et ego.
- 146, 3 ἔπεμψε] om. 14 Ποστουμίου] ποστου. Infra hoc nomen scribitur ποστου.

147, 9 επλημμύρησεν] επλήμμυρεν.

148, 3 παρεσκ.] παρασκ. 7 έμπέση] et έκπέση legere licet et έμπέση 8 διὰ] δὲ, sed διὰ margo r. 13 νέμεσις] νέμησις 13—16 εἰς ἐμαντὸν— Ἀπόλλων] om. ut Wolfius, sed ante εὐχὴν asteriscus r.

149, 1 κλῶνας] κλόνας 4 δὲ] δ' 10 ἄλλο τι] all' ὅτι 19 ἀργυροῦς] χρυσοῦς, sed cum signo + et li-

neola infra ducta r.  $20 \epsilon \vec{l} | \vec{\eta}$ .

150, 1 ἐδαπάνων] δαπάνων 11 σειραφ.] συραφ. et ει margo r.

151, 1 'Pωμαίων Duc.] φωμαίαν 18 καν και καν.

152, 25 ηΰξατο] εύξατο 26 αὐτοὺς] αὐτοῦ.

153, 4 τρέφειν] φέρειν, sed margo ead. m. τρέφειν.

154, 14 of om. et infra versum paginae ultimum inser-

tum r. 28 άκνουν δε άκνουν τε.

155, 1 de fere ut A, qui  $\tau \epsilon$  nal, et p. 357, C pro outo de idem outo  $\tau \epsilon$  of barbarou productoutes autois of  $\beta$  n. autous 4 huéras in fine versus ascriptum in marg. ead, m., quod in A transpositum post ênecesses.

156, 17 υπετόπασαν] υπετόπευσαν.

157, 12 ἐπέστησε] ἐπέστη.

158, 4 πολεμίων] πολέμων 14 τῆς] τοῖς et ἢ s. v. r. 30 ὁ Μάλλιος] μάλλιος.

159, 19 ενέδρα ελελόχιστο] ενεδρα ελελόγιστο 25

κατακλάσθαι πατακλάσθαι ut ego.

160, 1 ώσθείς] ώθείς perspicue 4 ὑποκειμένων] ὑπερκειμένων 29 τοὺς Κελτοὺς] κελτοὺς.

161, 1 είλοντο] ήλοντο, sed ει r. 27 τὸ μεταξύ] καὶ

μεταξύ.

162, 4 'Pωμαίων] τῶν ξωμαίων 19 τι] τις 21 ἄνουν] ἄννουν deleto priori ν r. 22 προκρίνοιεν] sic codex,

163, 11 ενήλατο] ενήλλατο.

64, 21 αὐτοῖς] αὐτῆς et οι margo r.

.65, 25 ἀπέτεμεν απένειμεν, sed ἀπέτεμε margo r.

166, 18 πάντως δε] πάντως 32 Σαυνίτας] σανίτας.

'68, 5 Σαυνιτῶν] Σαμνιτῶν margo r. 12 δ'] δè.

69, 1 Καλουίνου] καλοίνου την αίτίαν] om.

4 καί] s. v. insertum r. 26 κτείναντες] ἐπτείνοντες, fere ut A, qui κτείνοντες.

170, 2 είς] ές 4 Διὸς αἷμα τρισὶν ἡμέραις μιᾶ μὲν αἷμα] διὸς τρισὶν ἡμέραις, sed post ἡμέραις arteriscus r. et margo r. μιᾶ μὲν αἷμα 5 θρυλλεῖται] θρυλεῖται, sed λ s. v. r. 9 ταῦθ'] ταυτ' 13 προσχωρήσασαν προχωρήσασαν 15 καν] κάν, sed cum asterisco r., etsi nihil est in marg. αὐτοὺς] αὐτοῦ, sed cum asterisco r. ante δι'.

172, 2 πρατήσοντες] πρατήσαντες ead. m. 7 ήπείχθησαν] ἀπήχθησαν 12 έδημοσίευσεν] έδημοσίωσεν ut

A, et ev margo r.

173, 15 προβαλόμενος] alterum λ priori additurus librarius ex eo fecit ο 27 προσηπτε] προσάπτων.

174, 2 πολέμιοι] πόλεμοι ut A, sed in πόλεμ ante oι r. addit ι 10 Δουκίου] καὶ addit, quod lineola infra notatum r. 11 ὅτι Duc.] ὅπη 18 δὲ ταῦθ΄] ταῦθ΄.

175, 9 Alμίλιος] μανίλιος margo r. 29 ενα δε] ενα, et δε margo r.

176, 18 προσκαρτερεῖν] om. et + ante οὐχ s. v. r. 177, 20 πιθανότατον] πιθανώτερον 24 ως] δς δὲ] om., addit margo r.

178, 2 συμμαχίδας] συμμαχίας 6 περί] τε, et περί margo r. δείλην] δήλην, sed ει r. 9 καθέξουσι] κατέξουσι.

179, 2 καθιστὰς] καθίσας, ut videtur, pr., correctus ead. m. 9 ἡπείγετο] ἡπήγετο, secunda eadem manu correcta, primo vero η perspicue sic scripto ξεῦμα τοῦ] om. C., unde corrector et ν addidit ad τὸ et in ποταμοῦ lineola notavit οῦ 17—18 ἔσπευσε— ἐκπεπληγμένων] om. 24 εἰς τὸν πόλεμον] om.

180, 4 την] τοῖς, lineola notatum r. 11 ἀπαμύνων] ἐπαμύνων 17 γυμνῆ] σεμνῆ, et γυμνῆ margo r.

181, 2 κατηλόων] κατηλέουν fere ut A qui κατηλόουν 3 εἶς ὑπελείφθη] ὑπελείφθη, unde εἶς addit margo r. 14 ἐχειρωσάμην] om., unde post πᾶσαν supra v. signum + r.

19 μέλλησιν] μέλησιν, et λ s. v. r. 22 μετεπέμψαντο]

vs. v. ead. m. 29 o' om. Duc.] addit.

182,  $5 \epsilon \varphi \circ \beta (\sigma \vartheta \eta) \epsilon \varphi \circ \beta \eta \vartheta \eta = 10 \eta v$  om. 24  $\tau \circ \tilde{\iota}_{\varsigma}$ τοίν 25 ότε] ότι 28 μεταχειρίζεται] μεταχειρίσεται.

183, 14 σοί] σοῦ 17 ἐπιθημεῖς] ἐπιθυμεῖς 18 γε] σε, et γε margo r. 19 φης ] φης 21 τι] anguste insertum ead. m.

184, 16 ὑμῶν ] ἡμῶν, corr. r. 22 ở ] đề ut Wolfius

et ego et, opinor, A.

185, 7 παρεσκευάζοντο παρεσκευάζοντι 9 ενέβαλλε ενέβαλε 13 γας om.

186, 17 προεχούσας προσεχούσας.

187, 3 ἐπύθοντο] ἐπύροντο, et θ margo r. 17 οῦτος] ούτως 25 συρραπ. ut edd, hic et 188, 2, et 13 συρραπούσας.

188, 1 βραχέως Duc. βραχέος επανήξων επανήκων 6 τῷ τε τότε, sed τῷ margo, recte omisso τε quod

30 έπὶ ] ἐπεὶ.

189, 4 οὖν] om. 9 λέγοντα] λόγον, corr. ead. m., et λέγοντα margo r. 10 ἀπαιφείν ] ἀπαίφειν recte, neque opus scribi ἀπαρεῖν, ut ex accentu illo colligendum videbatur

12 έχη λόγος | έχη ὁ λόγος 24 Δευκανίδα | λευκάδα

30 ðὲ7 δ°

190. 3 τρωθέντος γαρ πώλου | πώλου τρωθέντος γαρ 26 lóyog lóyov et o super v r. V. ad Thes. Stephani v. λόγος 27 τέγους | τόπου.

191, 2 δεῖσθαι] δεῖσθαι εἶναι 4 έξιοῦσι] ἀξιοῦσι, sed ε s. v. r. 10 έπήεσαν οm. 22 Καρουιλίου] κα-2 easov cum ductu ov significante.

192, 7 ότι] ότε, sed ι r. 11 μαμερτίνους] μαρμεντίνους, sed infra lineola r. 12 διεπρούσαντο Duc.] προσεδήσαντο ut Wolfius, et asteriscus s. v. r. 15 ἐπέρρωσε] èmépase 16 ἀπεδόθη] ἐπεδόθη 21 συρφακ. ut su-pra 24 ἀπέκλινε] ἀπέκλινεν 25 τὴν σ.] σ. 28 πουσταλλωθ.] πουσταλωθ., et λ s. v. r. 30 πόας] πό-

λεως (πό), et πόης margo r.

193, 5 σὺν αὐτῷ] μετ' αὐτὸν 7 Καρικίνους] καρ-18 εὐλίμενον αλίμενον, et εὐ margo r. έχον] έσχον, et έχον corr. r. et έχον etiam in marg. r. καθαίρειν καταίρειν 23 ταυτα δε διανύοντες ταυτα διανύοντες 24 ύπερεφρόνουν] ύπερφρόνουν Φάβιον ] φάβιόν τε 25 'Απωλλον.] ἀπολλων. 26 ὅτι] οτε, sed cum i ead. m. υβρισεν υβρεσιν et ισεν s. v. r.

30 of or.

194, 5 άβρότητα] άβρέτ cum compendio ητα significante, et άβρότητα margo r. 6 τοῖς ταῖς, sed o s. v. r. 16 ανταπεδ.] αντεπ. 18 αμύνασθαι αμύναι 20 ίνα] om., ὅπωσ margo r. 21 παρεκάλεσαν ] παρεκέλευσαν 31 είς τὸ τείχος είς τους τείχους, unde corr. r. ex els fecit elow, non mutans ous in rous per compendium scripto.

195, 10 οὔτι] ὅτι 19 φρονημ.] φρονιμ. 21 ἐπαιρόμενοι] ἐπαγόμενοι 23 πονούμενοι] πτοούμενοι, unde initio versus ante nai asteriscus r. 30 διανενοημένοις διανοημένοις, et εν s. v. r.

196, 1 είς] ές 3 οί Μαμερτίνοι ς αμμερτίνοι, et οί

margo r. 23 ές προς 30 προέσχε προσέσχε.

197, 2 τοις 'Ρωμαίοις τους δωμαίους et τοισ margo r. 6 ἀποχωρήσαι ύποχωρήσαι 14 ἐπηγγέλλοντο ἐπηγγέλλετο, et ov s. v. r. 16 παρά] έπὶ, et παρά margo r.

198, 4 είς ] ές 17 δὲ] om. 'Ρωμαίων ] ρωμαϊnων 32 συρρακούσας idem ut supra, et 199, 2, 31; 200, 11.

199, 6 μονωθείσιν] μονοθείσιν, et ω s. v. r. ρον.] γερον. 16 ώστε αὐτοὺς] ώστε 17 προελθεῖν] προσελθείν, deleto σ r., ut in seq. πρόσοδον 21 προσέβαλε] προσέβαλλε  $τ\tilde{ω}$ ] εν  $τ\tilde{ω}$ , sed lineola infra εν r. 22 ὅτε] ὁτὲ, etsi mox ὅτε 29 ὁαδίως] ὁαδίως in ὁαδίας mutatum, et ω margo r. 31 ἀπανέστη] ἐπανέστη, et α margo r.

200, 6 ἄμφω αμφω καί, cum lin. infra καί r. 'Οπταπίλιος οταπίλιος 9 Κράσσος πράσου 19 δ'] δε 26 διαπεραιωθέντας διαπεραιωθέντων 28 μην] έπέτυχου] ἀπέτυχου, sed ε margo r. 30 'Αλβί-

vou alatvou.

201, 19 ο om. Duc.] addit 4 αὐτῷ] om. συμμαχήσοντα συμμαχήσαντα 16 ακμήν ακμή 17 αυτοίς om. 19 ἐπεχείρησε] ἐπιχείρησε 24 ἀδεῶς] δεδιώς, alterum margo r.

202, 2 de nal] de 5 autol autol µev, cum lineola infra μέν r. 11 ναυαρχούντα ναυαρχήσαντα 12 κακουργήσοντα] κακουργήσαντα, sed o super α r. 15 φρουράς εκασταχόθι] φρουράν εκασταχόθεν παραλίας] παραλίου perspicue, ou super s scripto.

203, 1 του addit 16 Καικίλιον και κτλιον 26

συνάπτοιντο] συνάπταιντο.

204, 1 είθ' — γεγονότες] in marg. supplet ead. m. 13 προέχειν] προσέχειν 14 οτι] om. ηδίκηκα] ή δίκη καὶ, et ήδίκηκα margo r. 15 ταὐτὰ] ταῦτα, sed ταύτα corr. r. 17 τον πεζον προσλαβων] το πεζον προ-

λαβών 23 αὐτὸ αὐτὸν 24 Ἐρυκηνοὺς ] έρυ, et έρυκηνούσ margo r. 25 κατέσκαψεν] κατέσκαψαν.

205, 1 ἀπέχουσαι ] ἀπέχουσα 2 αὐτὰς ] αὐτοῖς 7 ολβίαν] ὅλβιον 12 δουλευόντων] πελευόντων, sed corr. δουλευόντων 15 "Εριος] ξριος 17 τε] τ' ut Wolfius et ego 28 Σαρδοί] σαρδώ 31 εύρων] έλών, el εύρων margo r.

206, 6 πάντας] πάντες 7 'Αττίλιος] ἀτίλιος Καμερίναν ] καμάριναν fere ut A 18 πόλεμοι ] πολέμιοι

27 ζωὸς ] ζωον 30 δὲ nal ] δὲ.

207, 5 μεν καί] μεν 10 'Αττίλιος] ἀτίλιος πλευ-σόμενος] πλευσάμενος 22 ως καί] καί ως.

208, 3 τη δε Διβύη] την δε λιβύην, et τη margo r. 4 'Ρηγοῦλος] δηγίλος Μάλιος μάριος, sed λ super ο eadem m. 7 8k] 8'.

209, 6 κακῷ καιρῶ, et κακῷ margo r. 9 Βαγρά-200, ο κακω καιρω, et κακω margo r. 9 Βαγρά-δαν] βαγράδην 12 είκοσι] τοίς είκοσιν 19 καὶ υλώοους] ξυλώδους, et καί ante hoc margo r. 22 τηρούσιν] διατηρούσιν.

210, 24 ὁ Ξάνθιππος] om. 16 αυτῆ] αὐτῶ, et ῆ

margo r. ξαυτοῦ] ξαυτ cum ductu τ, qui τοῦ potius significat quam τῆς, ut A 17 τοῦτο εἰς ἐτέραν] τοῦ τοῖς ἐτέροις, et εἰς ἐτέραν margo r. 18 ἐκείνου] ἐκείνους, et oυ margo r. 19 καὶ τὴν τῶν ἐθνῶν (sic pro ἔργων) δόξαν margo supplet m. antiquiori quam cetera 26 Πλαίτινου] πλαΐτινου ἐπέπλευσαν] ἀπέπλευσαν, et ἐ margo r.

212, 10 άλόντας] ὄντας 12 ἀποβαλόντες] ἀποβαλλόντες 27 χρημάτων] χρήματα, sed accentu in η deleto et in α addito et ων super α posito 28 Καπίων] πίωρ et Κηπίων margo r. 29 πειράσαντες] περάσαντες, et ει s. v. r. 31 παραλίαν] παράλιον.

213, 1 τῶν ναυτικῶν] τὸ ναυτικὸν, et τῶν margo r.
11 χιλίαρχον Κύιντον] κύιντον χιλίαρχον 19 ἐλπίζοντες] ἐλπίσαντες ex ἐλπίζοντες factum ead. m. 20 Καικίλιος] καὶ κίλλιος 22 Φούριος] φρούριος et mox

28 μαχούμενοι] μαχομενοι, sed ό eadem, ut videtur, m.

215, 6 δι'] δ' κατοφθωκέναι] κατοφθωκέναι, sed o in ω mutato ead. m. 22 του] υ in rasura ampliori, quasi τουτο fuerit.

216, 19 δι' αὐτὸν] δ' αὐτὸν bis in fine versus et initio sequentis. Ad alterum δι' margo r. 28 λέγει anguste insertum ead. m.

217, 6 'Αττίλιον] ἀτίλιον 10 ἐπεχείρησαν] ἐπεχείροισαν 13 ὑπονόμους] ὑπὸ νόμους, sed corr. r. 29 ἕτερ' ἄττα] ἕτερά τε.

218, 2 ἐπετύγχανον] ἐτύγχανον 3 ἀπόλλυντο] ἀπώλλυντο 25 διπτάτωρα] sic etiam codex.

219,  $7 \epsilon i \tilde{j} \tilde{\eta}$ .

220, 7 Καικίλιος] καὶ κίλλιος 9 ἄρτι δὲ] ἄρτι τε recte.

221, 24 καταστήσουσιν] καταστήσωσιν 29 Καρχη-δόνα] καρχηδονίων.

222, 32 Λουτάτος] λουτάτιος.

225, 15 Κλινέαν Κλαήδιον τινα] κλινέαν extremo versu in marg. ead. m. 27 ουν] om., et s. v. r.

226, 4 Καρουίλιον] καριούλιον 16 α' τοις] αὐτοὺς,

et οῖσ margo r. 20 ἐπέστειλαν] ἀπέστειλαν recte τν δν, et ε s. v. r. 31 ἐπ'] om., et addit margo r.

227, 1 Σαρδόνας] σαρδώνας.

228, 5 διὰ τῆς χῶρας] τὴν διὰ τὴν χώραν, deleto priori τὴν et ascripto ad alterum τῆσ margo r. 15 ἔτι] ὅτι corr. r. 31 δὲ] om., et addit margo r.

229, 4 πεπεικότος | πεπηκότος | 21 δύω | δύο.

230, 28 τοῦ οὐρανοῦ] om.

231, 5 Φούριος] φρούριος, ut 14, 24 12 τοιούτω] om. 14 δ'] δὲ ut Wolfius 27 Μάρκελλος] om.

233, 1 ἐρχομένφ] ἐχομένφ, ο anguste inserto, incertum eadem an alia m. antiqua 19 πεντεκαιδεκαέτη] sic etiam codex ut edd. Paris. et Wolfii 23 προσκατέλαβε] ita cod.

234, 7 έγινωσκεν — και κατά 'P. αὐτῷ σ.] om., et addit margo r. 13 αὐτὸν] om. 23 "Ιβηρος] τοῦ ἔβηρος

31 d'] de ut Wolfius.

235, 1 παρεσκεύασε] παρεσκεύασεν ut idem 10 προσκείμενοι] ita perspicue, non προκείμενοι, ut refert Pinderus 18 κατά τὸ] κατὰ 26 τοὺς μὲν] μὲν, et τούσ margo r.

236, 5 ἀνέβαλον] ἐνέβαλον.

238, 5 το δε έξ] το μεν έξ 23 Σπιπίωνα] σπηπίωνα, ut Wolfius. Sic 238, 20; 239, 6. Sed 239, 20 σπιπίωνι,

ut 240, 9 et seqq. 27 μέν om.

239, 1 προδιέφθειρε | ξφθειρε | 6 τὸ οἰκεῖον] οἰκεῖον | 14 τὸν ποταμὸν] τὸν ταμὸν | 21 οὖν] om., et addit margo r. | 29 ἀποτ.] ἐπιτ., et ἀπο margo r. | 31 κρύσταλλος] uno λ | ἰσχυρότατα | ἰσχυρότατος.

240, 12 αὐτὸς — τλασε] om. 14 δὲ δὴ] δὲ 27 ἐπταπαιδεκαέτης] cod. ut edd. Paris. et Wolfii 30

δέ] om.

241, 1 η πλοία] om.

243, 8 βαννῶνα] βααννῶνα 12 Γαΐον] γάϊον ut lins 23 Γεμίνος] γεμίνιος.

244, 17 αφυλάπτους Duc. ] αφυλάπτως 31 σει-

ગે] om.

245, 11 Σπωλιτίου] σπωλητίου 13 Σπολιτίω] λ τίω, littera media ob maculam evanida 16 τοῦτο]

τοῦτο τὲ 17 ἐπέσχεν] συνέσχεν 25 διπτάτορα] διπτάτορα, ut Wolfius et Ducangius, hic et 31; 248, 1, 8, 29.

246, 5 νενικηκότας] νενικότας et  $n\eta$  s. v. r. 15 έφρόντισε] έφρόντιζε 24 πεδί $\phi$ ] στρατοπεδί $\phi$ , sed deleto  $\iota$  r.

247, 24 στέλλειν] στείλειν 27 είς] ές.

249, 16 Γέμινος] γεμίνος 17 προκατορθώκει] προκατωρθώκει.

251, 18 ἐτέτραπτο] ἐτέθραπτο 22 ἔτι] om.

252, 5 έπιθηται] έπιθήται 21 ήσύχασεν] ήσύχα-

ζεν 23 δε δ'.

- 253, 3 αὐτοῖς] αὐτοὺς, et οῖσ margo r. 11 ἐπιτιθῶσι] ἐπιτεθῶσι pr. et ι super ε r. Sed recipiendum ἐπιτεθῶσι, quod Byzantini interdum dixerunt pro ἐπιθέσθαι, ut Ioannes Laurent. De magistr. 3, 53, p. 242: Ἐπ ταύτης τῆς ἀφορμῆς οἱ Πέρσαι Ῥωμαίοις ἐπετέθησαν. Nicephorus Phocas De velit. bell. p. 149, A: Ἐὰν πλήθη πολεμίων ἐπιτεθῶσιν αὐτῷ, qui alibi dicit ἐπιθέσθαι. Georgius Pachym. Mich. Pal. p. 94, B: Εἰδὰς ἐπείνους συὸς τρόπον ἐπιτεθησομένους ὑπὲρ αὐτῶν, neque scripsisse videtur ἐπιθησομένους, ut p. 349, A. Sic iidem dicunt προστεθῆναι et προσθέσθαι 24 ad haec margo σῆ 31 ταχέως] om.
- 254, 9 Πουπλίου] ποπλίου 28 Σεμπρώνιος] πεμπρώνιος.

255, 25 διεχρήσαντο] κατεχρήσαντο.

256, 3 ημέλησαν] ημέλλησαν 28 έπαναστὰς] ἀ|πα-ναστὰς addito initio alterius versus alia manu έ, sed relicto in priori ἀ 32 πονήσαντες] πονήσοντες προθυμώτερον] etiam hic codex ut ceteri.

257, 20 Νουπερίνοις] νουπεράνοις 26 τῆς τροφῆς 76 τροφῆς 76 διπτάτωρα cod. ut edd. 76 ενέβαλεν 76 ποι] ποῖ.

258, 3 διεφθάρησαν] ἐφθάρησαν 8 αὐταρκέσοντας] ἀνταρκέσοντες 21 ἐκέλευε — 23 ὁμοίως] οm. 24 οὐν] οm. 27 αὐτῷ προσβ.] προσβ.

259, 5 δ'] δὲ ut Wolfius 16 ἐπετήρουν] ἐτήρουν, sed πε s. v. r. 20 ἐνδεῶς ηὐπόρει] ηὐπόρει ἐνδεῶς.

260, 5 πρίν] πρώην 7 είς] ές 20 έπὶ τὴν Ἰτα-

lav] om., et addit margo r.

261, 17 Τουρκουάτος] hic et p. 265, 6 τορκουάτος ut Vindob., forma et his locis a me recepta et antea, ubi iidem cum ceteris per ov, restituenda 28 ἐπ'] μετ', et ἐπ' margo r.

262, 16 ἐφεστηκότων] ἀφεστηκότων 30 ταῖς δὲ]

ταζς τε.

263, 16 Ίμίλκων] ἰμίλκων 29 τούτοις] τούτφ.

264, 13 ἐλάνθανε] ἐλάνθανον 20 δόρασι] δόξασι, corr. r. 24 'Αχριδινής] ita cod. 31 παρὰ πεφαλὰν] πὰρ πεφαλὰν, sed παρὰ γραμμάν, non ut Pinderus refert γράμμαν 32 αὐτῷς αὐτοῦ.

265, 6 Τουρκουάτον] τορκουάτον.

266, 23 ἐπέστειλαν] ἀπέστιλαν.

267, 2 έπουσίως] έπούσιος 8 'Ρωμαίων] φωμαίον 13 Συραπούσιοι] συρραπούσιοι, non in seqq.

268, 1 rà] om.

269, 15 τουτο διά] διά τουτο 20 μεταμέλον] μεταμέλου, et ov margo r.

270, 1 ἀποκινδυνεῦσαι] διακινδυνεῦσαι 9 Σαλαπίαν] σαλπίαν.

271, 15 τῆ τε προσβολ $\hat{\eta}$ ] om.  $\hat{\tau}\hat{\eta}$ ] om., quod delendum etiam cum A 26 δρέγετο] ωρέγετο.

272, 6 δύω] δύο 18 αὐτῆς] αὐτοῖς, et  $\tilde{\eta}$  margo r. 20 αὐτῷ νεᾶνιν] νεᾶνιν 26 προϋπήντησεν] προσαπήντησεν.

273, 11 γινομένοις] γινομένω 16 τισιν] τις 22 ένίπησε] om., et addit margo r. φεύγοντι] φεύγοντα, et ι s. v. r.

274, 3 ἐπεφοίβασεν] ἀπεφοίβασεν 5 τήν τε] τήνδε 11 κομίζοντα Duc.] κομίσοντα 14 δ'] δὲ 28 ἐν] οπ.

11 πομίζοντα Duc.] πομίσοντα 14 δ'] δὲ 28 ἐν] om. 275, 9 Πούπλιος] πόπλιος 19 ώς] om., et addit margo r. 25 Σένη τῆ] σεναίτη sic, ut A, unde scribendum fuit Σένα τῆ 24 Άσδρούβου] ἀσδρούβα.

276, 1 αὐτοῦ] αὐτῆ satis bene 25 προέπεμψαν] διέπεμψαν 27 μόνοις] μόνοι.

277, 2 σφάζειν] σφάζειν 22 Βοεττίαν] βοεττα-νίαν, sed infra αν lineola r. 26 δύω] δύο.

278, 7 των Σκιπιόνων] σκιπίων, corr. s. v. r. et addito των in marg. r. 13 κατέπρησαν] κατέπρησεν δύω δύο.

279, 1 έαυτοῖς] έαυτοὺς et οῖς margo r. 14 περιείη]

ει in litura ut περιήει Α 24 αὐτὸς ] αὐτοὺς.

- 280, 4 είπων ] inων pr., addito ε r. 15 μεν της] της μέν 27 Ουαλερίας οὐαλλερίας, ut idem cum ceteris fere semper nihilo verius Οὐαλλέριος Υασσούσας ύασούσας 28 δὲ τὴν τὴν 32 γάρ om.
- 281, 3 τοῦ Duc.] ὁ τοῦ 8 έλαχίστης] έλαχίστοις pr., corr. ead. m. 17 Μασινίσσας μασανίσσας 19 Πυοηναίου πυριναίου 23 τυραννήση δύω] δύο.
- 282, 11 Κράσσος] κράσος 15 ανθελκύση] ανθελκύσει 25 έξ Ιταλίας Duc.] είς Ιταλίαν ἀπάρας Duc.] κατάρας 26 ώς] om., et addit margo r.

283, 6 ἐπεκδρομῆ] ἀπεκδρομῆ, sed α et ε per dittogra-

phiam 8 đức đúo.

284, 26 συνήρατο] συνήρετο 32 έθέλησαν] ήθέ-

λησαν.

285, 9 ώστε καί Duc.] ώστε 13 τὸ στρατόπεδον] τὰ στρατόπεδα, quamvis retinens τό. Sed o et ov s. v. r. Illud est infra 18 16 σκήψεως ] σκέψεως 23 έθελήσαντας ] έθελήσαντες 24 περιέχουσιν ] περιέχουσι recte.

286, 8 αὐτὸν ἐποιήσατο] om., et addit margo r.

287 15 έξητήσατο] έξητιάσατο 21 Μασινίσσας] μασανίσσας.

289, 30 γῆν τε] γῆν κακείνου] κάκεῖνοι pr. 6 els | és 15 meremélouro mereméllouro ut Wolfius.

290, 3 αὐτῷ] αὐτὸ 9 [ππεῦσι κατὰ νώτου] [ππεύσι 17 δύω] δύο 23 ὁ γα ο Σκιπίων] om., et addit margo r.

292, 2 καρτερήσοντες] καρτερήσαντες, et o s. v. r. 6

de nal nal 27 els es.

293, 1 δυνηθείς] om., et addit margo r. 11 είς] ές 26 Κέντων κέντως, sed v s. v. r.

294, 10 'Αθαμανίας Θεσσαλικού γένους] θεσσαλικού γένους άθαμανίας, sed cum numeris 2 3 1 r. supra positis.

295, 9 Φουρίω] φρουρίω 14 έχειρώσατο] ώχειρώ-

σατο, sed ε s. v. r.

296, 15 d'] dè 21 els] és 23 tης Koq.] της τε 30 ήτοιμάζετο] om., et addit margo r.

297, 5 Πέτου πέτρου, deleto e r.

299, 13 μήτε μη 29 Οὐαλέριος] οὐαλλέριος.

300, 7 οίκουντας] om. συνεστράφθαι] συνανεστράφθαι, sed deleto αν r. 29 ετόλμησαν] ζοχυσαν.

301, 1 σφίσιν] σφίσι recte 5 Ταθγετά τε] ταθγετά re ut Wolfius 17 Εὐμένης] εύμενης ut Wolfius, et infra uterque p. 307, 26, 28; 315, 23.

302, 23 Δυσιμαχίαν] λυσιμαχίδα.

303, 2 συν] om. et addit margo r. 7 πρέσβεις αντεπέστελλον etiam hic codex, quod scribendum ανταπέστελlov αλλήλους Duc.] αλλήλοις 8 διεβλήθη] om. et addit margo r. 17 ξαυτῷ] ἐν αὐτῷ, corr. r.

304, 11 κατέστησε κατέστησεν 20 'Αττίλιον]

άτίλιον.

305, 1 δὲ καὶ] δὲ 3 γὰρ] om., et addit margo r. 4 ενίους δέ γε] τοὺς δε 24 Βαιβίου] βεβίου γαρ om.

306, 7 Γλαβοίων] γραβοίων, et λ r., sed 22 γαβοίων.

307, 7 de] om., et s. v. addit r.

308, 8 ἀντιμέτωποι] τι initio versus additum r. 24

Γναίος] γνάϊος, qui γναΐον p. 269, 1.

309, 20 ἐσπείσθη] ἐπείσθη, ut ceteri praeter Ducangii libros.

13 ὅτι δὲ ὅτι τὰ, 310, 1 πέμψας Επέμψας sic quod öre ve esse putabat Pinderus 18 Πισιδίαν] τότε πισιδίαν Αυκαονίαν τε] τε λυκαονίαν. 311, 17 γενόμενον] γινόμενον.

312, 1 δ'] om. 2 μεταβάλοντο] μετεβάλοντο 13

rais de Duc. \ \tais de ut Wolfius.

314, 4 ἐπ'] om., et addit margo r. 5 κράσσον] κράσον et infra πράσος 25 μήτε] sic etiam hic codex, haud dubie pro μηδε 32 και τον Αλέξανδρον τη δόξη om.

315, 10 els] ês 23 nai nav ] nav.

316, 15 αὐτούς] om. 28 τῷ πρὸς] τὸ πρὸς.

317, 2 συνηθοίκει] συνηθοήκει, et οι margo r. 25 περιλιπεῖς] περιλοιπεῖς, deleto o r. 28 ἡρῆσθαι] ἡ et suppleto in fine versus ρῆσθαι.

319, 1 ἀγενεῖς] ἀγεννεῖς, ut ego scripseram 9 μεγάλην] μεγάλα et ην margo r. 14 εἰς Σκοδοὰν] ἐς κοδοὰν.

320, 11 τοῦ θοιάμβου] θοιάμβου 15 τοσαύτη] τοσαύτη δὲ 18 δ] ή, et o s. v. r. 26 εἶκοσι] εἶ.

321, 8 et 11 εὐμενης] ita codex hic et infra, etiam ubi εὐμένη exhibere perhibet Pinderus, sed perspicue exhibet

 $\varepsilon \hat{v}$   $\mu \varepsilon \nu \hat{\eta}$  16 ຮັກບໍ່ເອກ $\varepsilon$ ] ຮັກບໍ່ເອກ i. e. ຮັກບໍ່ເອກ $\varepsilon \nu$ .

322, 1 δε] om. 4 είς] ες 9 Ποπίλιος] πόπλιος 13 περιέγραφε] περιέγραψε 28 καταλιπόντος] καταλιπώτος pr.

323, 1 διώκουν] διώκ supra scripto ησαν manu diversa, sed non recentiori illa quae pleraque ascripsit nec pal-

lido qua illa utitur atramento.

325, 5 σπονδάς] σπείσασθαι, sed excepto σπ in litura, et σπονδάς margo r. 7 σπείσασθαι] σπονδάς, et σπείσασθαι margo r. 9 σπονδάς] σπείσασθαι, sed σπονδάς ead. manu, ut videtur, in margine.

326, 3 [Pωμαίους] om., et addit margo r. 4 διέφθειραν] ἀπέπτειναν 5 έλευθέρωσαν] ήλευθέρωσαν, de quo nihil Haasius ex A 14 αὐτοὺς] etiam hic codex habet quod Wolfius et Ducangius, sed excidit apud Pinderum.

327, 10 εἰς] ἐς δ'] om., et addit margo r. 14 of]
om. 15 οὖν] αὐτὸν, et οὖν margo r., ut A οὖν αὐτὸν.

328, 7 διὰ] διά τε 18 Γουλούσσου] γουλούσου
19 μεμερισμένος] μεμερισμένως 23 Γουλούσσα] γουλούσα, ut continuo γουλούσαν.

329, 13 δè] om. 18 τε Duc.] δè.

330, 28 Kainliov] nal nilliov 30 nal] nal of, ut Wolfius, quod restitui, etsi ad Parisinae nal tacet Haasius apud Pinderum, qui cum Parisina nal, altero non memorato.

331, 9 ομολόγησαν] ώμολόγησαν. Ad δ Wolfii et Du-

cangii tacet Haasius apud Pinderum, qui  $\delta$  12  $\tau \dot{o}\nu$ ]  $\tau \dot{o}$ , et s. v. ead. m.  $\nu$ .

332, 11 ον αν ut Wolfius 21 παραπλεούσας] πα-

panlεύσας, sed o s. v. r.

333, 28 ἄντικου] ἀντικού 32 συνέχωσε] om.

334, 4 ἐγ/νοντο] ἐγένοντο, sed ι s. v. ead. m. 13 αὐτῆς] αὐτοῖς, et αὐτῆς margo r. 15 αὐτῆς] ἑαυτῆς 27 ἐκατέρωσε] ἑκατέροσε.

335, 15 Ashlymesion ashlymieson, ut Wolfius et Ducangius, quod tacito Pinderus correxit avelylivdes]

ανειλήθει, ut A ανειλήθη.

336, 22 των Ελλήνων of] of των έλλήνων 29 πεφιλιπείς] πεφιλειπείς, sed ει in litura r.

337, 22 κατεφρόνησεν κατεφρόνησαν είς ές.

338, 5 τά Duc. ] τά τε.

339, 4 α] om., et addit margo r. διπτάτωρσιν] διπτάτορσιν, sed o in ω mutato m. antiqua et fortasse eadem, quum etiam p. 339, 19 διπτατώρων perspicue sine ulla mutatione habeat codex, quod ego constanter exhibui et confirmavi praef. ad Polybium vol. 1, p. XLIV 6 αλτιῶτο] αλτιόωτο 16 ἐνδιαιτώμενος 23 μετηνέχθησαν] μετήχθησαν.

340, 1 Sequentibus rubro col. et litteris maioribus superscri-

plum:

ΑΡΧΉ ΤἦC ΠΕΡΙ ΤὧΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ ΊΞΟΡΙΑС.

3 τυραννίδος] τυραννίδι, sed οσ s. v. r. 4 δικτάτωρσιν] ita cod.

341, 7 του] τούτου, sed του corr. r. 26 έγχειρίσας]

έγχειρίσαι.

342, 22 έξέπλει] έξόπλει, sed ε in o mutato r.

345, 12 Κράσσος] κράσος, et infra 14 δε om.

346, 2 ἐνετέθη] ἀνετέθη 17 κάλτα , et καλτία , ut Wolfius , margo r. 25 ἄντικου] ἄντικους ut A, non ut Pinderus refert, ἀντικούς 30 καὶ τῶν τελῶν] οm. , sed eadem m. supplet margo 11 ἐκάθηρε.

348, 28 συνιδόντες] συνειδόντες, sed deleto ε r.

349, 5 κίδαριν Duc.] κίταριν ut Wolfius, quod restitui, etsi ad Parisinae κίδαριν tacet Haasius, quum etiam in Vindob.

sit per  $\tau$  κύταριν 11 ἀφηρῆσθαι] ἀφήρησθαι, ut A αφήρησθε 12 Σωφήνην — Σωφήνης] σωφηνήν — σωφηνής, ut voluerat Pinderus, quem fugit hoc esse in codice

28 πέμψαντι] πέμψαντ, sed ι s. v. r.

350, 3 Κόλχον] κόλχων 11 κοθού ονοις] κοθόςνοις 17 δύω] δύο 18 κομίσασαι] κομίζουσαι pr., ζου in σα mutato r.

351, 6 "Αμανον] etiam hic codex ut Wolfius, et Duc., quod hic sine libris correctum, supra p. 21, A ex A 14 νίοῦ] νίοῦ αὐτοῦ 15 πολλὰ μὲν δῶρα] om., et addit

margo r.

352, 17 παρεσκ.] παρασκ. 32 ταμεῖον] ταμιεῖον. 353, 4 γυναικῶν] γυναικὸς 27 μὴ δὶς] μηδεὶς 28 εἰρήσεται εὐρήσεται 29 συνεμπίπτοντα] συμπίπτοντα 30 γενόμενος] οm.

355, 9 Elbitlous Wolf., Elbitlous Duc. 7 Elbitlous

27 Edvegi Edvegiv.

356, Ĝ ἐπανῆλθε Duc.] ἐπαπῆλθε 11 οἰκείαν] τὴν οἰκείαν 13 Κράσσου] κράσου 20 νουνεχεστέροις]

νουχεστέροις 29 αὐτὸν] om.

357, 1 έπι] om. 3 δὲ] δ' ut Wolfius et ego, etsi ad δὲ tacet Haasius πολλούς] om. 18 ἀξιούντων] ἀξιοῦσθαι 23 δυοῖν] δυεῖν 26 μετημφιασμένοι] μεταμφιασμένοι, sed η super αμ ead. m. 28 ἐλλογίμους] cod. ut A, non quod Pinderus ei tribuit ἐλλογισμούς.

358, 1 et 5 'Aρίμινον] ἀρίμενον 9 αλλως] ἄλλος

16 Δαβιηνός] λαβηινός 30 ήδίους] ίδίους.

359, 2 Βρεντέσιον] βροντέσιον, non infra 32.

360, 9 ἀεί] ἀεί 20 ξαυτον] αύτον.

361, 4 82 om.

362, 5 καὶ δὲ Duc.] καὶ ut Wolfius 12 Κορνιλίαν. Duc.] κορνηλίαν ἢ Duc.] ἡ δὲ 15 Πουπλίω] ποπλίω Κράσσου] κράσου 16 Πομπηίω] τῷ πομπηίω 27 τῶν πρὸ] τὴν πρὸ 30 πούπλιον] πόπλιον.

363, 3 ή ] η 9 'Ατταλείαν ] ἀττάλειαν fere ut A qui 'Αττάλιαν 14 κατηνέχθη ] κατήχθη 17 μέγιστα ] τὰ μέγιστα 18 συνεβούλευον ] om. 19 Θεόδοτος ] ὁ θεόdoτος 23 οὐ δὲ] οὐ 29 πλώιμον] πλόιμον ut A et Plutarchi plerique, recte. Ex eodem Plutarcho mox προσεμ-βήναι mutandum videtur in προεμβήναι. Nam ipse post illos ἐνέβη, ut sequitur 32 κελεύσας τῶν τε] κελεύσας τόν τε.

 $364, 4 \ \delta \dot{\epsilon} \ \delta \dot{\eta} \ 7 \ \delta \nu \tau o_{\varsigma} \ ] \ om. \ 13 \ \phi l l o v \Phi \iota l l \pi \tau o v \ g l l o v \tau \epsilon_{\varsigma} \ ] \ \dot{\epsilon}_{n \chi \dot{\epsilon}} \alpha \nu \tau \epsilon_{\varsigma} \ \dot{\epsilon}_{n \chi \dot{\epsilon}} \alpha \nu \tau \epsilon_{\varsigma} \ 25 \ \tau \dot{\eta} \dot{\varsigma} \ ] \ om. \ 30 \ \sigma v \sigma \tau \varrho. \ ] \ ov. \ v. \ ead. \ m.$ 

365, 2 δè Duc.] δè ωσπερ 6 δ'] δè ut Wolfius

24 μικοον ] om.

366, 19 Καισαρείωνα] παισαρίωνα 20 Μιθριδά-του] μισθριδάτου 30 εν Φαρσάλφ] ἀφαρσάλφ.

367, 4 πεφευγόντων] πεφευγότων 7 οιά Duc.] ού δ' 11 ετέλευσε | ετέλεσε 22 λαβόντας | λαθόντας.

368, 7 είπων] om. 10 είς] ές 25 περί αὐτοῦ] περί αὐτον.

369, 28 περί το βημαι] om.

370, 23 ἀπαγγείλαι] καταγγείλαι 25 συνομοσίας] συνωμοσίας ut ego.

371, 13 τῷ φόνω] om.

372, 8 ή πάλαι έχοῶντο οί βασιλεύσαντες] ή πάλαι έχοῶντο οί βασιλεύοντες 13 ΐνα δὲ — τὸν ἀ. μη] ἵνα — τὸν ἀ. 19 παρόντες ἄνθρωποι] παρόντες.

373, 4 είπε γάρ πολλά μεν] είπε μεν γάρ πολλά.

374, 9 εἰς] ἐς 25 Ελβίον] ἔλβιον. ἔλβιον Wolfius 31 διπτάτωρα] hic quoque ita codex.

375, 5 τούτων] τούτου 6 rubro colore sequentibus superscr. + περὶ γαΐου ὀπταβίου καίσαρος + 8 Οὐολουσιίδων 17 Φίκουλος] φίβουλος 18 πιστευόμενος] παιδευόμενος 23 αὐτοῦ] om.

376, 16 μεν] om. 19 έδημηγόρησε Duc.] έδημηγό-

*θησέ τε* 30 κεκώλυτο] κεκώλλυτο.

377, 18 δε είς] δε πρός 27 δε om. 28 Βρεν-

ω] βρεντησίω.

378, 6 Δέκιμος] δέκιος συνομ.] συνωμ. 9 τιτήσ.] τιμωρίσ. 15 Δέκιμον] δέκιον 18 αμα ω] αμα.

379, 16 ελίξαντες] ita cod. et infra Ιοτ.] ίοτ.

380, 8 ἀπαλλάξαντος] ἀπήλλαξαν 12 πλάγκος] πλάκος 22 ῆττη] ἦττα.

381, 19 ταῦτα δὲ] ταῦτα καὶ 26 αὐτῶν] αὐτὸν.

382, 4 αὐτοῖς] αὐτῆς 25 αὐτῆς] αὐτοῖς pr. correctus eadem manu.

383, 15 δε om. 19 τους τε.

384, 13 ετήρει] ετήρ 18 προσεποιείτο] προσ-

385, 1 ιδία] ιδίας 20 άμφοτέρων] ἄμφω.

386, 1 οΰτω] οΰτως 3 αὐτῷ] αὐτὸ

388, 23 ἀρχιεροσ. αρχιερωσ.

389, 1 προσατ.] προσαατ. 5 όποσωνοῦν] οποσονοῦν 11 μήτε Duc.] μήτε τι 14 συνελαύνοντα] συνελαύνοντο.

390, 6  $T_{\varrho\varepsilon}\beta\omega\nu lov$ ]  $\tau_{\varrho\iota}\beta\omega\nu lov$ , non infra 25; 391, 10 13  $\delta\dot{\varepsilon}$ ]  $\delta'$  ut Wolfius et ego, etsi  $\delta'$  est apud Dionem 47, 22, 4 28  $\varepsilon\dot{\varepsilon}_{\varsigma}$ ]  $\dot{\varepsilon}_{\varsigma}$ .

391, 6 κατα] om. 19 ολίγων] ω corr. videtur ead. m., ut ολίγον Λ 27 'Ασίαν] συρίαν 28 συνομοσίαν]

συνωμοσίαν ut ego.

392, 10 δ'] δὲ ut Wolfius et ego 18 ἀπέλυσε] ἀπέλυσεν 20 καὶ εἰς] καὶ ἐς.

393, 1 ἐπήγοντο] ἢπείγοντο 8 δὲ] δ' ut Wolfius et ego 24 καθάρσιον] punctum post hoc extritum. Inserendum vero τὸ ex Dione 32 ἐν τῆ] τῆ.

394, 8 τέραι] addit etiam cod. 12 καθαρσίω] καρσίω.

395, 1 εταίρων αι in rasura, ut quod nunc legitur

ετίρων ead. manu scriptum, pr. fortasse fuerit ετέρων 7 χαρακώματος] χάρακος ut A, quod recipiendum 16 τῶν] τ, ut 20.

396, 5 κατέκλυσεν] κατέκλεισεν 17 δὲ τὴν] δὲ 25 ἢ τ[ ἢ τ[ ἢ τ[ ]

397, 16 Λουκίλιος] λουκίλλιος ut A hic et 22 . 24. ήρηκεν] εξοηκεν.

398, 23 gast prol.

399, 5 έμοὶ έμὲ τὸ Κ.] τῷ κ. 19 ἀνεδύσαντο] 21 δè] τε pr. scripserat librarius, sed ipse άνεδάσαντο 25 de d'ut Wolfius et ego. correxit

400, 15 και τους έναντίους] και των έναντίων fere ut

A, qui τὰ τῶν ἐναντίων cum Dione 25 ἐκφήνας] om.

401, 19 άλλα δὲ άλλα τε 22 Λαβιηνοῦ λαβηι-23 τῷ K.] καὶ τῷ κ. 27 πολέμου Duc.] πολέ-HOU TE.

403, 3 Λαβιηνός ] λαβηινός 6 τὰ] τὰ ἐν 29

έχοινώσαντο] έχοινολογήσαντο.

404, 5 άθροίσειεν] άθροίσειν 19 αὐτῷ] αὐτῶν.

405, 14 ἀδελφιδῷ] ἀδελφῷ 15 οῦτω] οῦτως 18 ἀποπίμπλας] ἀποπιμπλας ut apud Dionem, ex quo Zonaτιε pro κακῶν ὡς ἀσθενέσταται . . παραδοθῶσι, restituendum videatur εν' ώς ασθ., ut ille dicit εν' ότι ασθενέσταται, et καὶ ἄλλα τε πολλά pro καὶ ἄλλα δὲ πολλά ηνώ λαβηινώ.

406, 2 Δαβιηνός] λαβηινός 7 ἀποχ. λοχήσας]

ύποχ. λογχήσας.

71

407, 1 ovderi] ovdels perspicue.

408, 21 'Απολλοφάνην] ἀπολλοφάνη 27 82] 8' ut Wolfius et ego  $30 \delta' \int \delta ut$  Wolfius.

409, 2 πλώνιον etiam hic cod. ut libri Dionis, male pro

13 αντείληφεν απείληφεν.

410, 18 ανεκομίσθη εκομίσθη recte, ut A et Dio, pro quo alterum me invito relictum 21 τῷ ] ὡς.

411, 19 Κουρνοφίκιον] κορνούφιον.

412, 17 συρραγείσης — ναυμαγίας ] om.

413, 3 els] en 28 mala] maia ut Wolfius.

415, 23 δ κατέχων αὐτον] αὐτον δ κατέχων αὐτον ut A et Wolfius. Delevit prius autor Ducangius, ego alterum, nisi utrumque servandum, quantumvis post duo praecedentia stum.

[16, 3 Κομαγηνής] κομμαγηνής recte 19 τον Duc.]

ðì 23 hic et 27 Στρατ. στατ.

17, 19 αποστρατοπεδεύσωνται] αποστρατοπεδεύσον-

10 δ' ] om. 18 πυχνοῖς] πολλοῖς.

11 αὐτοῖς] αύ-18, 5 κυπτάζουσιν] κυπάζουσιν IARAS V.

τούς pr. ut A. Sed corr. αὐτοῖς ead. ut videtur m. 21 ×ρυσταλλώδη] κρυσταλώδη.

419, 5 αὐτοῦ] ἐαυτοῦ 8 Νωρίπου] νωρίου 12 ὁμοίως] in marg. suppl. ead. m. 13 οῦς καί τινες] οῦς τινες ut Λ, recte 21 ἐνέλιπε] ἐνέμεινε.

420, 7 μετὰ τῶν οἰκείων] om. 10 αὐτὴν μὲν] αὐτὴν 26 ᾿Αράξου] ἀρτάξου.

421, 9 μεν s. v. ead. m.

422, 6 έξεχώρησεν] om. 9 μεν] om. 23 ὑπατείαν καὶ] ὑπατείαν 25 ἐπαίνους] om. 27 ἐπήγγειλαν] ἀπήγγειλαν 28 ἤδεσαν—29 ὑποίσοντα] om.

423, 1 δὲ] om. 2 τὰς δίπας τε] τὰς διαθήκας τε. Idem perspicue συνεξήταζε, non quod Pinderus diserte ei tribuit συνεξέταζε 10 κατεγοήτευσε] καὶ ἐγοήτευσεν 15 οὖν] om. et in marg. σῆ 16 αἶτίωμα] αἰτίαμα ut A. Idem vitium in Actis Apost. 25, 7 plurimos occupavit libros et editiones, etsi nullum est verbum unde duci possit 29 Καισάφεοι θυς.] καισάφειοι.

424, 3 ως] om. 12 αὐτοῦ] αὐτῷ 19 συνήγαγε] εἰσήγαγε.

425, 31 ίππομαχία] ναυμαχία.

426, 1 τὰ] καὶ τὰ.

427, 5 ἀνέστρεψαν] ἀνέτρεψαν.

428, 10 του 'Αντωνίου] om. 12 προσεχώρησαν] προσεχώρησε ut A, recte, etsi -εν scripsit Pind. 26 απέ-

πλευσεν] ἐπέπλευσεν.

429, 21 'Αντωνίω] τῷ ἀντωνίω, ut Wolfius, quod, quum etiam apud Dionem 51, 6, 6 sit ἀπεπρίνωτο τῷ μὲν 'Αντωνίω οὐδέν, restituissem, si iam tum etiam in Monac. sic scriptum nossem. Nam τῷ omissum apud Ducangium exstare in A fugisse videtur Haasium, etiam ad alia l'arisinae vitia tacentem 22 τῷ δὲ— ὑπέσχετο] om.

430, 15 σύν αὐτῆ] om. 23 πλίνην] inter n et  $\lambda$  erasa littera 31 [delendum quod invito me relictum expriori scriptura τῶν]

431, 12 lσχυρως] om. 16 δύω] δύο.

432, 4 μονοχίτων ώσπες μονοχίτων.

433, 18 οὐδὲ] οὖτε 25 χρόνον] χρόνου ut A, sed uvex v factum videatur.

434, 9 ύπὸ τῆς] ὑπὸ 12 ἐθαύμαζε] ἐθαύμασε.

435, 16 Κράσσος] πράσος 20 πᾶσαν τὴν γὰρ] πᾶ-Μυτὴν.

436, 2 δυναστείαις Duc.] τε δυναστείαις 16 άνε\*\*ήθω ανεπαγθώς.

437, 16 αὐτὸν αὐτῶν.

438, 9 ἐκ τούτου] om. 20 ὁ τὸν Ῥωμύλον θρεψάμνα, ὡς ἤδη ἰστόρηται, ὁ Καῖσαρ ἄκει] addit 24 ἡ
τὸς τ] οἱ τοῖς τ.

439, 1 αὐτῷ] αὐτοῦ.

440, 31 ὅτι μη ] μη s. v. ead. m.

441, 3 distractores ita hic et infra cod. quoque 14 d'] de ut Wolfius et haud dubie Par., etsi tacet Haasius, ut saepius ad talia.

442, 20 ἐπεὶ δὲ ad haec margo σῆ.

443, 4 πολύ πλεῖον] invertit 17 ἐστιώμενος ad haec margo ση.

445, 18 νοήσουσι] νοήσουσιν ut Wolfius et haud dubie 4, quamvis tacente Haasio, qui minuta nonnulla Parisinae vitia non animadvertisse videtur 19 οὕτω] οὕτω.

446, 25 ἐν] om. ut A et codices Dionis, ubi 55, 7, item alla τῷ τῶυ ἐππέων τέλει κατεβίω, cuius editores fugit Reimari coniecturum ἀλλ' ἐν a Zonara potuisse peti, etsi apud illum quoque mirum est ἐν omittere A et Monacensem, ut, nisi sit in Vindobonensi, Wolfii tantum editione nitatur.

447, 8 υπατεύων ετι υπατεύων, littera ε initio versus

rubro celere scripta.

448, 17 καὶ πολλώ] πολλώ 31 συνειδότα] είδότα.

449, 17 ἐκ] ὑπὸ.

450, 12 φιλοῦσεν] φιλιοῦσεν 20 ἐγράφη] ἐτράφη p, sed ead. m. corr.

451, 18 μετεφουθμ.] μετεφυθμ. 29 θαρφούντος δ'] διρρούντος.

452, 22 alpredioss alprediois.

48, 20 παρεκάθετο] παρακατέθετο.

454, 5 ετι] om. 24 Δαλματίη] δαλματία.

456, 21 ταγμάτων] πραγμάτων.

Vol. 3, p. 1, 1 rubro col. superscr. μοναρχία τιβερίου και οίος ήν τὸ ήθος 6 δργίζεσθαί] ώργίζεσθαι (ώργίζετο A et Dio)

2, 8 τινες] om. 14 είτα καί] είτα 17 κατηγό-

ρησαν Duc.] κακηγόρησαν ut Wolfius.

3, 6 καὶ λίαν] λίαν 25 ad marg. σῆ 32 νοσούν-

τος νοσοῦντας.

4, 1 καl έπl] καl | καl έπl inter duo versus 12 ad haec margo  $σ\tilde{\eta}$ , ut paullo post ad 13 21 τοῦ Αὐγούστου] αὐγούστου.

5, 26 ὅτι δὲ] ὅτι.

6, 26 δυνατών] δυναστών 31 πολλοί] πολύ.

7, 21 Σειανὸς] σιανὸς 19 ή om. Duc.] habet.

8, 6 συνεισελθών] συνελθών 21 αὐτῆ] αὐτῷ

31 Σεϊανον σιανον.

9, 4 ἐνύβρισεν Duc.] ἐνύβριζεν 12 τὸν] om. 14 ὑπὸ] ἀπὸ Σεϊανοῦ] ἀσιανοῦ 22 ad haec et 10, 1, 11 margo σῆ.

10, 13 αὐθεντία] αὐτοεναντία, i. e. αὐτοεντία ut A

18 συνέλαβε] κατέλαβε 31 ἐπειχθῆ] ἐπιχθῆ.

11, 23 đè] om.

13, 26 δύω] δύο.

14, 13 ad haec margo ση 15 ἐν] ν initio versus, omisso ε, quod rubro ascribendum erat 21 ὁ Γάιος] γάιος. αὐτῶν αὐτῶν οι αὐτον.

15, 19 Καλπουρνίω] καλπουρίνω 26 πολλαπλ.]

πολαπλ. 29 ὑπερέχαιρε] οὐχ ὑπερέχαιρε.

16, 2 lnolois] δηρίοις 15 ad haec margo ση 16 δ'] om. 19 και τὰ] τὰ.

17, 23 πολλαπλάσιον πολαπλάσιον.

18, 4 δεινότατον] δεινόν.

19, 28 προσδιαβαλών] προσβαλών 27 καὶ τὸν Κάλλιστον] om.

20, 6 υπώπτευε σφας] ita cod., non σφας υπώπτευε,

ut perhibet Pinderus, idem ex Vindob. afferens.

21, 17 Οὐιτέλλιον] τὸν Ιουτέλιον 27 δύω] δύο 30 προκατέλαβε] om.

22, 12 ό σος 17 έξεμαίνετο om.

23, 12 sequentibus superscr. rubro col.: + ἀνάρρησις

κλαυδίου καίσαρος + 14 τε ] om.

24, 21 τηθή] Ita cod. quoque cum Wolfio et Duc., quod tamen rectius scribi videtur ut Pinderus tacito τήθη.

25, 2 έαυτοῦ] αὐτοῦ.

26, 6 ἀπὸ τῶν δίφοων] om. 11 ἀπηγόρευε] ἀπηγόρευσε 20 αὐτοῦ] om. 22 γενομένου] addit.

27, 3 αυτον] αυτον 4 Αυγούσταν] αυγούσταν 20 Φούριον] φρούριον et mox κάμιλον altero λ s. v. ead.

m., duplici infra.

28, 12 Καικίννου] καὶ κίννου 20 ἄνδρ'] ἄνδρα

γαλεπαίνη] χαλεπήνη.

29, 9 και τον] hic margo ση 27 είς].ές 30 hic

margo oñ ut.

30, 5 หบังอร] หη̃งอร margo hic ση 8 οἰκιῶν] οἰκιῶν 12 συνώκησε] συνώκισε 19 ἡ] οἰ.

31, 7 els | ês 11 els | ês 17 yuvaîxas | om., non

ut Pinderus dicit, καί γ.

32, 29 ἐνεγγύησεν] ἐνηγγύησεν, ut Wolfiana. Ego scripsi ἐνεγύησεν, quod ad Parisinae ἐνεγγύησεν, a Pindero servatum, taceret Haasius, qui idem ἐνεγύησεν ex Parisino annotavit p. 537, B. Atque haec forma convenit passivae ἐγγεγυημένος. Alioqui ἡγγύησεν hic ut illic quoque verius videtur, praesertim si etiam ἐγγεγυημένος fallat.

33, 11 Σοσίβιον σωσίβιον 19 οί αὐτοῖς ] οί s. v.

ead. m. et αὐτῆς 27 εἰς] ἐς.

34, 22 είναι ήδη] είναι 24 ἄλλα τε] ἄλλα τὰ.

35, 2 Βρ.] τῷ βρ. 15 μυκήτων] μυκότων 21 διὰ] om. 24 ἐνιαυτοὺς τρισκαίδεκα] ἐνιαυτοὺς ιγ.

36, 7 πλεῖστον] πλείστων 8 Ετες' ἄττα] Ετερά τα

15 έλην] έλην.

37, 17 οπαδον] όπαδον 22 sequentibus rubro superscr.: + μοναργία νέρωνος καίσαρος: +

38, 4  $\Sigma$ evénas] σεννέπας 8 γάq] om. 29-31

γύψω - γύψον ψύγω - ψύγον.

39, 8 τραύματα] τὰ τραύματα 13 'Οπταβίαν'] ὀπταουίαν ut A hic et 16, quod ex libris vix fallentibus etiam

paullo ante fuisse restituendum colligitur, quum sit etiam apud Dionem, quem in his sequitur Zonaras 17 μετακληθείη] μετακληθη καὶ μοιχείας] οm. 21 αυτή] αὐτή.

41, 4 Λίνος] λίνος 15 Σεφουίλιον] σεφούιον 19 προσλαβεῖν] λαβεῖν.

42, 18 els] és 26 onoi note] oti nol note.

43, 10 sequentibus rubro col. superscr.: μοναφχία γάλβα καίσαφος +.

44, 18 αὐτοκράτως] αὐτοκράτος sic.

 $45, 5 \delta \delta$  δε his rubro col. superscr.: αὐταρχία καίσαρος δθωνος +  $15 \, \text{Καλπούρνιος} \,$  καλπουρίνος 17 Ουίτέλιον λουτέλιον, sed mox οὐιτέλιος, ut 29; 46, 14; 47, 3 et seq. cum Wolfiana.

48, 1 κώμοι κώμαι.

49, 6 του Τίτου] τίτου recte 15 παρακροτήσαντες] παρακρατήσαντες.

50, 14 προεμαντεύσατο] προεμαντεύσαντο.

51, 3 μεν om. 29 έφη om.

52, 16 συμβαινόμενα] σημαινόμενα 17 έπιτοαπείς] έπιρειας in ras., sed ut nihil aliud appareat pr.

53, 15 μάχαις τε] μάχαις.

54 [9 scr. cum A et Xiph. καὶ ἔφη δότε, deleto 10 εἰπών, et 21 in marg. scr. 578 pro 678] 27 τούτου et seqq. rubro col. superscr.: μοναρχία τίτου καίσαρος. +

55, 22 หลุ่ ธันเชิ.] ธันเชิ.

- 56, 1 κεραυνουμένου] πραυρουμένων, quod mirum ni habeat etiam A cum Xiphilino, quamvis taceat collatio Haasii 19 Πομπηίους] πομπίους.
- 57, 22 his rubro col. superscr. + αὐταρχία δομετιανοῦ καίσα ρος + 23 τὸ στρατόπεδον] τὴν ξώμην repetitex praecedent.

58, 12 αδελφιδη] αδελφη.

59, 6 ἀπομάχους] ἀπτομάχους [18 in marg. pro 588 l. 581] 22 ἀστρολόγοις] αστρολόγος.

60, 26 χείρε χέρε.

61, [10 post Στέφανε add. καλῶς, Στέφανε] δ'] om.

62, 22 ή δ' ήγεμονία] his rubro col. superscriptum: άνάρρησις νερούα καίσαρος. +

63, 17 τη ] om. 26 ευρήματι] ευρέματι. 64, 6 της] τοις 15 Καλπούρνιον Κράσσον] καλπουρίνου πράσου 26 Τραϊανον είσποιουμαι invertit 29 βέλεσσιν βέλεσιν.

65, 3 seqq. rubro col. superscr.: + μοναρχία τραϊανού καίσαρος † 7 μήτ' ὑπὸ] μήθ' ὑπὸ 12 καίτοι] καί τὸ, sed corr. ead. m., pr. fort. τι.

66, 9 ετραυματίσθησαν] ετραυμάτισαν 15 τα τε οπλα om. 20 έπηγετο επείγετο 28 αὐθις om.

67, 21 φθείρεσθαι] καταφθείρεσθαι 26 επόνουν] έπήνουν 31 Σούδδαν σούρραν.

68, 3 Σούδδα σούρα, sed mox σούρρας.

69, 16 της Ασσυρίας] om. 20 τίγριν] τίγρην.

70, 26 τότε] τόπους.

71, 19 his rubro colore superscr.: αὐταρχία αλλίου

αδοιανού καίσαρος. +

72, 8 συμμάχουσι] συμμαχίσι 18 871] om. άφεωρα] άφωρα et marg. ση 23 είποντος] εί | όντος 27 καὶ μετά — 30 είχε] οπ. 30 τοῖς αρίστοις συνεδείπνει μετά των πρώτων και των άρίστων συνεδείπνει.

73, 4 τοῖς ὄφλουσι] om. 25 ἐνήγησε] καὶ ἐνήγ-

γισε τῷ κειμένφ.

74, 3 τιμασθαι] in fine versus in marg. ead. m. οπη σπου fere ut A, qui οποι. Sed οπη παρείκοι scribendum pro παρήποι. Utrumque vitium in libris Dionis 47, 36

22 ανδρών δε ανδρών.

- 76, 30 "Aννινον] ν alterum s. v. ead. m. Bησον ωνόμασεν βῆρον.
- 77, 23 Τοβίας τωβίας 24 ὄγδοος ζόγδος · 25 Σενεκάς alterum v s. v. ead. m. 16 Λευίς δωδ. om. 28 denaery etiam hic cod. ut edd. denaery Pinderus ex Eusebio tacito, ut praecipiunt grammatici.
- 78. 1 ούτος ούν ούτος 15 Έρεννιον ερρένιον 20 his rubro col. superscr. μοναρχία άντωνίνου εὐσεβοῦς 25 δ 'Aντ.] om.

79, 7 εξητ.] εξητ. 8 εκόλαζε] εκόλασε 27 καί τινες καὶ τινὲς recte.

80, 26 Ουαλεντινιανός ουαλεντιανός.

81, 15 εΰνοχον ενοχον 17 sequentibus rubro col. superscr.: + αὐταρχία μάρκου ἀντωνίνου τοῦ φιλοσόφου +

22 έσχόλασε] έσχόλαζε 27 έπεφύκει] έπεφοίκει corr.

ead. m. 28 στρατιωτικών] στρατιωτών.

82, 7 Κασσίω] κασίω, non infra 16 Μαρκομάννοις] μαρχομάνοις hic et 31 20 γυναικών] νεκρών pr., corr. ead. m. 31 ovv \ \varphi\rangle.

83, 13 γοητείας γοητείαις 29 καί ὅτις ὅτι.

84, 25 παρασκευκαζομένω] -νων 26 ύμων] om.

85, 16 δέκατου] έκα in ras.

86, 5 σώζονται] σώζεινται perspicue 10 έπισκοπην ] ἀρχην 26 ἐπέστησεν αὐτῷ] invertit.

87, 26 ετι μαλλον] επιμαλλον. 88, 4 ασελγείας] ασελγείαις 13 Περέννιος] περοένιος hic et infra 22 ἐπώλησε] ἐπώλησεν, εν compendio superscripto 30 τὸ | τῷ.

89, 3 διαφθείρασιν] διαφθείρωσιν 5 τῶνδ' ἔππων άγ. μ.] τῶν ἵππων ἀγ. 14 ἴσχυσαν] ἴσχυσεν καὶ] ἢ 90, 10 Κομοδιανῇ] κομιδιανῷ 19 ἡοματηλάτου]

ήρματηλάτει ἀπέτεμνε Duc.] ita cod.

91, 13 καὶ] καὶ δ 17 Αἰμίλιος αίμίλιος 23

ώς ἀλ.] εἰς ἀλ.

92, 9 δè καὶ δὲ 15 τὸ τῷ 24 seqq. rubro col. superscr. + μονασχία περτίνακος. +

93, 20 μετεσκεύαστο] διεσκεύαστο.

94, 4 φράσαι τε] φράσας τὲ φήσας] φείσας.

95, 8 his rubro col. superscr. + αὐταρχία τοῦ διδίου lουλιανού + 19 ωνητέα ωνητίων 21 σύ προστίθης ] συνπροστίθης 28 καὶ τὸ βουλ. ] om.

96, 23 èv s. v. ead. m. 25 dè om.

97, 15 δ] non om., ut perhibet Pind., qui alium fortasse dicere voluerat codicem 28 δ' δε 32 Μεσσάλα μεσαλα sic.

98, 11 his rubro col. superscr.: + μοναρχία σευήρου.+ 99. 7 "Desciv ] "Desciv, ut ego, etsi de A nihil notatum 9 ή τῶν Ῥωμαίων σύμπασα βουλή καὶ ὁ δῆμος] βουλή — δῆμος om., ut A: δύναμις pro his Xiphilinus 74, 3. Sed Dio si omisit substantivum ad quod refertur ἡ σύμπασα, id πόλις potius fuit 12 ἀπορριφθηναι] ἀπορριφῆναι 14 ὑπερεκάθησεν] ὕπαρ ἐκάθισεν.

100, 9 καταψηφίη Duc.] καταψηφιή.

101, 6 η στι η: tum ε | έστέρησεν.

102, 23 είχε] είχεν om., superscripto super χ compendio quo hoc potius quam ε exprimitur 28 ταῦτα] ταὐτης.

103, 19 λέγει καί λέγει δέ.

104, 5 ἄνδοας] ας erasum: pr. fortasse fuerat etiam post hoc καλ 11 Πλαντιανοῦ] πλαυτίνου hic, non infra 21 Φῆλιξ] φίληξ 27 λοχῆσαι] λογχῆσαι 30 λοχώδη] λογγώδη.

105, 2 αφηπεν αὐτον] αφηπεν 10 Καλυδόνιοι] κα-

ληδόνιοι 15 παρά] περί 20 ταχείς] παχείς.

106, 6 Καλυδονίαν] καληδονίαν 16 ἐπεφώρατο] πεφώρατο.

107, 10 προσεδιώκει] προσδιώκει.

108, 18 πλήθους] πλήθος 26 δημίους] δήμους.

109, 14 ηγνόηται ηγνόηνται.

110, 20 Πλαυτίλλαν] πλατίλλαν 23 πρὸ] ἀπὸ.

111, 26 σπούδασμα] om. 30 ήμεν] ήμών 32 ἔχομεν] ἔχωμεν.

112, 15 μέντοι] μέν 23 στείχε] στοίχε 30 άλλὰ δὲ] ὁ δὲ έμιαιφόνει] έμιεφόνει.

113, 21 Καράπαλλος] καράπαλος, et 114, 10; 115, 17.

114, 1 ἐβίω] ἐβόα perspicue
10 his rubro col. superscr.: + μοναρχία μαπρίνου +.

115, 12 μαντείων Duc., quem tacito sequutus est Pind., μαντειών Wolfius et cod., quod quum haud dubie sit etiam in A, de quo tacet Haasii collatio, revocandum 22 καὶ τον — διάγοντα] om. 27 εἰς Αντ.] ἐς ἀντ. 30 γε-ένων] γινομένων.

116,  $8 \delta$  om. 17 seqq. rubro col. superscr.  $+ \alpha \beta \ell$ 

τοῦ καὶ ψευδαντωνίνου +.

117, 5 καὶ τοῦ Διὸς (non etiam καλούμενον, ut perhi-

bet Pind.) 7 Έλεογ.] om. 9 ημπίσχετο] έμπήσχετο 14 Έλεογ.] έλεαγ. 31 γυναικώδη] γυναικώδει.

118, 9 έφιούργει] etiam hic codex, ut Kiphilini 79, 14
12 δοπείν και μοιχεύεσθαι] δὲ δοπείν και μοιχεύεσθαι

- 16 δ'] δὲ ut Wolfius et haud dubie A, pro quo δ' Duc., tacente Haasio 19 αὐτοκράτωρ] αὐτοκράτορ, quomodo scribendum.
- 119, 9 μετ'] οὐ μετ', ut A et Vindoh., quo de miro pleonasmo dixi ad Stephani Thes. ν. μετὰ, p. 841, A. Qui apud veteres ex οὐ μετὰ et μετ' οὐ inter se permutatis, ut apud Iosephum A. l. 1, 22, 1, ortus, vix apud recentiores ferendus videtur. Zonaras alibi μετ' οὐ πολύ 13 διὰ τοῦτο] οπ. 20 εἰς] ἐς Τίβεριν] τιβέριον 31 his rubro col. superscr.: + βασιλεία ἀλεξάνδρου του υίοῦ τῆς μαμαίας +.

123, 14 καὶ τιμῆς — 16 Οὐοβανοῦ] om. 16 his

rubro col. superscr.: βασιλεία μαξιμίνου +.

125, 28 έλοιδορούντο] έλοιδόρουν.

126, 9 slvai] addit 23 sequentibus rubro col. su-

perscr.: βασιλεία μαξίμου καὶ άλβίνου +.

127, 1 τοῦτ'] τοῦτο τῆς ἀπωλείας] ἀπωλείας
12 sequentibus rubro col. superscr.: + βασιλεία πομπιανοῦ +
Πομπηιανόυ] πομπιανόυ 13 sequentibus rubro col. superscr.: + βασιλεία γορδιανοῦ τοῦ γέροντος + 18 οί δ'
ἔτερόν τινα] addit 30 καὶ σχεῖν] his rubro col. superscr.: βασιλεία γορδιανοῦ τοῦ νέου +.

128, 6 ἀπάγξεσθαι] ἀπαγξασθαι 10 πρεσβυτέρου]

πρεσβύτου.

129, 19 sequentibus rubro col. superscr.: βασιλεία γος-

διανοῦ ετέρου †.

131, 4 de] d'ut Wolfius et haud dubie A 19 ov-

τως Duc.] ούτος ο Φ.] φ.

[133, 4 add. annot. προείρηται] p. 612, A] 8 μετηλλ.] μεταλλ. 21 τοῖς] τῆς. 134, 20 εν' δ — ἐπείνου] om.

136, 21 his rubro col. superscr.: βασιλεία γάλλου καί βολουσιανού +.

137, 1 ηττονα] ήττον 5 Τυριδάτου] τηριδάτου.

- 138, 8 ψηφισ.] επιψηφισ. recte 10 his rubre cel. superscr.: ἀνάροησις αἰμιλιανοῦ † δὲ] δ' ut Wolfius et haud dubie A 11 ἐπαγγελλόμενος] om. 15 Οὐαλερ.] οὐαλλερ. hic et infra, ubi à Ducangius, qui hic 11, utrumque ut Wol-24 μέν ] om.
- 139, 20 his rubro col. superscr.: βασιλεία οὐαλλεριανοῦ καὶ γαληίνου + Γαλιήνω] γαληίνω et in segg. 28 Θρακώαν] ανθρακώαν.

140, 14 εκύκλωσαν] om.

141, 10 ξλαυνον Duc.] η λαυνον, ut Wolfius et haud dubie A, etsi tacet de eo Pinderus, qui servavit Elauvov.

142, 26 Οὐαλεφ.] βαλλεφ.

- 143, 1 his rubro col. superscr. βασιλεία γαληίνου + 4 ἐν τῆ τῆ, ut Wolfius. Itaque nullius sidei videtur illud etiam ad sententiam incommodum êv, etsi tacet de A Haasius, ut ad alia quaedam Parisinae vitia 8 Algovilois algovi-12 γαρ] om. 16 dè] d' ut Wolfius et haud dubie A.
- 144, 2 επικουρήσωντα] επικουρήσοντα 4 νεότητα αὐτοῦ] νεότητα 14 αὐτῶν] αὐτω ead. m. 28 κατα-

πλείσας in marg. ead. m. [146, 22 excidit infra 'littera o.]

147, 13 τινας] τινων 29 ανελείν αὐτὸν] om.

148, 9 τι έτερου] τι έτερου τι.

149, 24 his rubro col. superscr. αὐταρχία κλαυδίου καίσαρος + 27 των στρατιωτών] στρατιωτών recte. 150, 21 'Ημαθία] αμαθία.

151, 23 αὐταρχίαν βασιλείαν, ut A, sed margo ead. m. γρ. την αυταρχίαν 28 θυγατριδούς] θυγατριδής, ut p. 160, 12.

152, 3 sequentibus rubro col. superscr.: βασιλεία αὐ-

 $onliavo\tilde{v} + \alpha \tilde{v} \tau o \tilde{v} \mid om.$ 

153, 1 τῆς τύχης τύχης 22 δείσαντες δείσας,

compendio scripta ultima 26 his rubro col. superscr.: + βασιλεία τακίτου +.

154, 13 ἐπιδιώξαντες] om. 16 his rubro col. su-

perser. + βασιλεία πρόβου καὶ φλωριανοῦ +.

155, 14 hic margo ση 30 οί στρατιώται] στρατιώται.

156, 8 Πρόβου] πάρου 10 his rubro col. superscr.: βασιλεία πάρου, παρίνου παὶ νουμεριανοῦ + 26 συγγεγράφαται] perspicue etiam hic codex. Quod quum apud Zonaram vol. 2, p. 136, B: Ταῦτα μὲν οὖν ἐκ πολλῶν ὀλίγα γνωρίσαντα ξυγγεγράφαται recte dicatur, ut p. 232, B, of ἀνδοῶνες, οῦ διαιτητήριον τετάχαται, hic ὁ λόγος... συγγεγράφαται, quum in Par. sit συγγεγράφεται, corrigendum duxi συγγράφεται.

157, 6 sequentibus rubro col. superscr.: + αὐταρχία νουμεριανοῦ καὶ ἀναίρεσις + 14 ἐποφθαλμιάσαντος]

έποφθαλμίσαντος.

158, 10 τῆς τῶν] τῆς 22 Ζάβδας] ζάμδας 24 ἐκόμισεν] ἐκόσμησεν 26 τὸ] τῷ 30 his rubro col. superscr. + βασιλεία διοκλητιανοῦ καὶ μαξιμιανοῦ +.

159, 20 άπάντων] om. 21 μᾶλλον δὲ] μᾶλλον.

160, 12 θυγατριδούν] θυγατριδήν, ut p. 151, 28 26 'Αλαμαννούς] ν alterum s. v. ead. m., quum duplex sit continuo.

161, 15 Όρμίσδας] όρμίδας.

162, 26 τους δ'] των δ'.

163, 14 τῶν ἐπί] τὸν ἐπι 18 ὅσων] ὅσον 25 σχόμματα] σχώμματα.

164, 5 τ - θ] ταῦ - θῆτα 18 καὶ ταῖς] Γαλ-

λίαις om.

165, 9 αὐτὸν] αὐτῶν 15 ὑπήκοον] τὸ ὑπήκοον.

166, 13 δ'] δε ut Wolsius et haud dubie A.
167, 2 βασιλείαν] om. 5 γε τῷ] γέ τῷ.

168, 13 his rubro col. superscr.: + βασιλεία μαξιμίνου + 15 σείραν] σειράν ut ego.

169, 17 αὐτὸν τοῦ πάθους] τοῦ πάθους αὐτὸν.

170, 2 Τύραννον] τύρραννον 3 ἔτος] om. 6 Ζάβδαν] ζάμδαν, ut supra p. 158, 22 15 Ίννοκ.] ίνοκ.,

sed 17 lvvox. 26 Φηλιξ] φίληξ hic et 33 36 ένιαυτους Ενιαυτοίς.

171, 11 ήνυσε] ήνυσεν 21 Καλανδίων] καλαυδίων.

172, 7 Κωνσταντίω] κώνσταντι, et infra 12 κώνσταντος pro κωνσταντίου 11 νόμιμον αὐτὴν γενέσθαι] αὐτὴν γενέσθαι νόμιμον 13 δή] δηλαδή 14 μέγαν] om. 15 Βρετανίας] βρεττανίας, quod recipiendum 20 Φαύστα] φαύστα 23 Δικινίου] λικιννίου.

173, 2 διὰ τοῦτο σπώμματα] σπώμματα διὰ τοῦτο ύπό τινων πεποιήσθαι] π. ύ. τ. 13 πλείστους] πλείους

14 ἐπείνου] ἐπείνω 17 Μιλβία] βουλβία 30 Διnívios] o linívvios, et mox linívvios, et in seqq. 31 naτελείφθησαν] ει et η per dittographiam.

174, 6 mag' enelvou om. 25 elle rote rol elle ro τε, quod recipiendum.

- 175, 3 addit τὸ post ἢτιῶντο 6 ἐκδοθῆναι] ἐνδοθηναι 9 ἀναιρησαι] ἀναιρεθηναι 10 οὐδέ] om. 14 πρός Μαξέντιον] περί τον μαξέντιον σφθησαν αὐτῶ νεανίαι εν 'Αδριανουπόλει] εν άδριανουπόλει δύο ωφθησαν αύτῷ νεανίαι 32 ὀνομάζεσθαι] addit.
- 176, 1 τούτου] τούτων 8 μητρές] μρές 9 ἀκούσαι έκεινος] invertit 24 λέγοντες | λέγονται ex corr.

26 ὑγιείας] ὑγείας.
177, 1 ὑμῖν] ἡμῖν γινώσκεται] οm. 11 τῆ τοῦ]
τῆ 12 μὲν] οm. 29 ἐπικρατέστεροι] οm.
178, 9 τὸ] οm. 15 μεῖζον ὁόξω] ὀόξω μεῖζον

28 ἐποῦ] 23 σου om. 25 οί Ἰουδαΐοι | loυδαΐοι 28 θεοῦ] θείου 29 ήξίου] ήξίου καὶ.

179, 7 Φαύστης] φαύς, quod est Φαύστας 14 Φαύστα | φαύστα hic et infra 22 15 έκείνου bis, semel deleto altero, cuius erasum videtur prius ε 20 διά δέ] \* ′ τε 21 φόνον τὸν φόνον.

180, 4 μεταξύ δέ] μεταξύ 12 τῷ ὀνόματι τῷ οἰκείω] ολκείφ ονόματι 14 ήδη δε ήδη δ' 22 μέλλει ]

loι 31 τὸ κράτος suppletum in marg. ead. m.

181, 5 έμφορουμένων] έπφορ., iterumque 7, videtur us quam έμφ. 8 έκμυζόντων] έκμυζώντων 12

A, hoc quidem scribens χιλιάδυ, quod esse videtur ες ut in έγχειριζοντ p. 199, 3. Nam χιλιάδ p. 204, 1, cod. fol. 368, est χιλιάδας 24 πρεσβεύσαντα] πρεσβεύσοντα περιώρησεν περιώρισεν.

199, 2 προσήεσαν] προσίεσαν 4 τὸ τοῦ τοῦ ξαυτου] ξαυτώ 10 'Ορρόντη] ὀρόντη, et sic 12, 14, quod dedi, ut vol. 1 19 δμίλει δμίλει, quod dedi 20 μή

δέ μη 29 έκεινον ξκεινόν τε.

200, 3 περιλιπή] περιλοιπή 11 καὶ φίλους] τε καὶ φίλους 12 πολλάς πληγάς] πληγάς πολλάς 32 δμό-

ζυγον δμόζυγα.

201, 2 ύπ' supra v. 15 ποιαίστορος] ποιαίστωρος, et mox ποιαίστωρα, item p. 205, 13, 20 24 Ελξοντας] άξουτας, et είς δς 28 θάνατον post άδελφής 31 είς τούτο πρός τούτο.

202, 6 πρινή] πρίν 11 διαβολαῖς δὲ | διαβολαῖς 12 ακοάς προς om. 22 έσταλμένοι απεσταλμένοι 28

ανταπέστειλεν] αντεπέστειλεν, ut ego ex coniectura.

203, 16 ἐπ' αὐτῷ μεγάλας] μεγάλας ἐπ' αὐτῷ 20

Κωνστάντιος om. post αὐτοκράτωρ.

- 204, 3 'Aλαμαννοῖς alterum v s. v. ead. m. τύχησε εὐτύχησε αὐτῶν] αὐτοῦ 6 Ρωμαίους] τῶν δωμαίων 12 ταξιαρχών (ταξιαρχ') sic, sed 23 ταξιάρχων (ταξιαρχ), quod bis dedi. Infra p. 214, 19 ταξιαρχ sine accentu in α 23 χούσεον - έφόρει] τις των ταξιάρχων (sic pro ταξιαρχών) χρύσεον έφόρει 29 πρὸς] εἰς τῶν στρατιωτῶν ] στρατιωτῶν, quod recipiendum 31 %] nal iv .
- 205, 1 είς ωφέλειαν in margine ad finem versus ascri-2 επαγγελλόμενος] επαγγελόμενος 13 κοιαίστορα] κοιαίστωρα 15 η ξαυτοῦ ἀνάγων] ἀνάγων η ξαυτου 20 ποιαίστορι] ποιαίστωρι et infra 30, p. 206, 5 22 πραιτορίων ] πραιτωρίων 23 ταύτας ] αὐτὰς απήγγειλεν] απήγγελλεν 27 σε] addit 32 δ] addit. 206, 27 έξομ.] έξωμ. 28 ξύμπαντας] σύμπαντας.

207, 4 Κωνσταντίου] τοῦ κωνσταντίου 6 αὐτῶν]

αὐτ' i. e. αὐτὸν 8 ἐν ὀνείρω] ὡς ἐν ὀνείρω 14 λιπὰν] ι ut ει 16 δὲ] γὰρ 17 συλληφθεὶς] συνεχεῖ ληφθεὶς 27 καὶ ἐν] ἐν 29 οὐ addit 31 ἤδει] ἤδη.

208, 18 περίττευμα] περίττωμα συνεξερρύη] συνερούη 21 τοις τρισίν] τρισίν 28 προσελθών] οm.

29 xal avois] avois.

209, 7 κατέσπασε] κατέσπασέ τε 17 ήν αὐτῷ] αὐτοῦ ήν ή sere ut A 19 γαμετὴν] γαμέτην recte 24 περιδέξιὸς] περιδέξιος 27 superscr. rubro col. + βασιλεία ἰουλιανοῦ τοῦ παραβάτου + Ἰουλ.] τῷ ἰουλ.

210, 2 μάγειοον δέ] μάγειοον.

211, 32 αὐτοῦ τοῦ τοῦ.

212, 3 ἀλάστορα αὖτὸν] ἀλάστορα 9 τὸ ἀσεβέστατον καὶ ἀναιδέστατον] τὸ ἀναιδέστατον καὶ ἀσεβέστατον 14 περίφημος] περίφημον.

213, 15 πάντας] πάντα 16 ὁ Ἰουλιανὸς] ἰουλιανὸς 21 ἸΑθθέμιος] ἀρτέμιος 28 ηὐτύχησε] εὐτύχησε.

214, 3 περιφανῆ] προφανῆ 4 δύω] δύο 13 φρενοβλαβῶς] οm. 18 δὲ ἐπείνων] δ' ἐπείνων.
215, 6 οί] οm. 7 Ἰουλιανὸς] ὁ ἰουλιανὸς 12

215, 6 of] om. 7 Ἰουλιανὸς] ὁ ἰουλιανὸς 12 τότε σφοδροῦ] σφοδροῦ τότε ἐμπνεύσαντος] πνεύσαντος 15 ὅποι ὅπη recte 17 εἴθ' ὑπό τινος τῶν αὐτοῦ εἴθ' ὑπὸ πολεμίου] εἴθ' ὑπὸ πολεμίου εἴθ' ὑπό τινος τῶν αὐτοῦ 28 Εὐφράταο] εὐφρήταο hene 30 τὸ δὲ] τόδ'.

216, 6 περί δὲ] περί 10 ξανθὸν τὴν κόμην νεανίαν] νεανίαν ξανθον τὴν κόμην 13 ἤκουε] ἤκουσε
18 καὶ τῆς αὐτῆς θρησκείας] bis, et bis αὐτοῦ, quod priori
loco correctum in marg. al. m. 26 προμυηθείς] μυηθείς
28 ante τελευτήσαντος rubro col. superscr. + ἀνάρρησις λοβιανοῦ +.

217, 2 όμοφώνως post συνθήματος 12 ἀναζευγνύοντες] ἀναζευγνύντες 19 τε] δὲ Θαφσόν Duc.] ταφούν recte, ut ed. Wolf. 21 τὴν aute "Αγκυφαν" om.

218, 1 ὑπάντησιν] ὑπαντὴν 6 ἐπὶ ante ἀνόμαζον] om. 10 ἀφέλειαν] ἀσφάλειαν 21 αἴθε δὲ] αἴθε

27 ante ουτω μέν rubro superscriptum + βασιλεία ουαλεντινιανού +.

219, 3 θεόν τον θεόν 8 άδικουντος άδίκους.

quod recipiendum, quum αδίπου notatum sit ex A.

220, 1 προσηλθε] προσελθούσα 3 οὖν] γοῦν 9 φροντίδα της γ. τον πρ. θέσθαι] θέσθαι φροντίδα της γ. τον πο. 27 Δομνίνα] δομνίκα.

221, 3 τους δοθοδόξους] τοις δοθοδόξοις perspicue 8 τούτων] τούτου 12 δ'] addit 16 θύραι] πύλαι 20 ταῦτα] οὕτως 31 μακεδονικήν] νι s. v.

222, 13 ώπείοντο] φπείωντο ως είθε καὶ νῦν] om. ut A, recte 24 κατεπέποηστο] καταπέποηστο 25Οὐάλης] ὁ οὐάλης 28 Οὐάλης] ὁ οὐάλης.

223, 14 ἔσσεται ἔσεται 18 καί Σκυθικήν ] σκυ-

δικήν 24 ύδωο ante είς την πόλιν. 224, 12 και τον έν] και έν 18 δείσας ω.] ω. δείσας 26 ante Γρατιανός superscr. col. rubro + βασιλεία γρατιανού + 31 τῷ τοῦ] τοῦ.

225, 6 αὐτὸν] αὐτῷ 14 Σπυθῶν δὲ] δὲ σπυθῶν

26 διαφθειρέντων διαφθαρέντων.

226, 1 δυσμαχότατον] δυσμαχώτατον 15 υπ' ] υπό 17 post εξ in fine pag. rubro col. βασιλεία οὐαλεντινίανοῦ τοῦ νέου.

227, 4 τοῦ Εὐγενίου τὴν τυραννίδα] τὴν εὐγενίου τυραννίδα 9 οὖν ] om. 15 ὁ Θ. τὸν θυμὸν] τὸν θυμον δ θ. 21 ἐκβιβάζεσθαι] <math>β alterum m. sec. insertum

23 ποὸς είς.

228, 5 Ονώρατον pro Όνωράτον dedi ex Mon. 6 χαλκοπρατείοις] χαλκοπρατίοις 9 τὰ τῆς] τὰς 16 τῶν addidi ex eodem, ut est p. 227, 17 19 ποιήσαντα] om. 20 έγχειοίσαντα] έγχειοήσαντα καί ην] ην 23 τιθέμενος] ποιούμενος 29 εύνεμ.] εύνομ., quod recepi.

229, 11 δημοσίαις] δημοσίοις 14 ήπ. δ.] δ. ήπ. 19 'Αντιοχέων] εν άντιοχεία 20 τυγχάνων] υπάρχων

25 τας έκ. τοῖς όρθ. ] τοῖς όρθ. τὰς έκ.

230, 4 προεξήρχεν] προεξήρχον 13 τέλους] τοῦ τέλους 21 Ναζιανζώ] ναζιανζόν 25 καὶ τῶν] καὶ οιπ. 231, 3 έπὶ τῆ τοῦ υίου καταφρονήσει] έπὶ τῆ κ. τῆ

τοῦ νίου, fere ut A 5 την τοῦ παιδός ατιμίαν τοῦ σοῦ] τήν τοῦ παιδός τοῦ σοῦ ἀτιμίαν 9 ἐκείνους] ἔκείνοις.

232, 16 iis quae hic vulgo legebantur οθτω διανεμηθείσης πτλ. rubro col. superscriptum βασιλεία άρκαδίου καί ονωρίου + 26 συγχωρήσοι et ποιήσοι] συγχωρήσει et ποιήσει 31 αὐτῷς αὐτοῦ.

233, 3 νέας 'Ρώμης] νέας 24 φορβιᾶς] φορβειᾶς 31 post πολίχνιον δε τούτο, quae om. A, inter τούτο et έκει supra dimidium versus vacuum relictum, ut asteriscus est apud Wolfium post τοῦτο 32 δύο τε δύο.

234, 15 έπανηλθεν] έπαπηλθεν 20 έαυτοῦ] αὐτοῦ

22 παιδικῆ πάνυ] invertit 30 τῶν] τὸν.

235, 2 Θεοματίαν] θεομαντίαν 22 καὶ οί] οί.

236, 1 συνιέντα] συνέντα 4 ωνόμασε] ωνόμαζε et ανώμωξεν pro ανώμοξεν et 8 τις τυραννήσας. Sed haec ed. Duc. vitia: τ (i. e. της) τυραννήσας Wolfius 24 είς μ.] ές μ. (et ήργμένω pro ήγμένω) 27 θυγάτης μεν ήν] θυγατέρα μεν ήν 32 Οὐαλέριος] οὐαλλέριος, ut p. 237, 29.

237, 11 εἴτι] ἔτι 31 παραινέσεων] παραινέσεως. 238, 2 ανέγραψε pro — εν, quod recepi 4 έκαλεῖτο] καὶ ἐκαλεῖτο 21 Ἰουβενάλιος] ἰοβενάλιος 28 συν-

ελθείν δε έλθείν 32 ανανδρος ανανδρως.

239, 9 Θεοδώρητος δεοδώριτος, et 16, 20, 28.

240, 12 κωνσταντίνου pro Κωνσταντινουπόλεως

25 ύπερθαυμάσας pro θαυμάσας.

άγίου | άγιωτάτου 31 'Αντι-241, 8 οὖν] om.

ογέων πόλεως] άντιόχου πόλεως.

242, 14 μετενεγκείν διοικήσεως ] διοικήσεως μετενεγκείν 17 κατά om. non male μακαρίου] μακαρίτου 24 ένεχεί-

ρησεν] ένεχείρισεν 32 γραφόμενα] λεγόμενα.

243, 1 τοιόνδε] τοιούτον 4 προσαγαγούσα] σ sec. manu insertum 8 ενεφάνησε] ενεφάνισε 10 ουτ' older] ovte elder 21 d $ilde{\eta}$ τα] d $ilde{\eta}$  23 entrart.] entrar. 32 έπει μοναστηρίοις] έπει σεμνείοις δέ] δ'.

244, 27 πλείστω πλείστου 31 μυηθηναι] om.

245, 1 super ὁ μεν col. rubro superscr. + βασιλεία μαρπιανοῦ + 5 ἐπαγγέλλει απαγγέλλει προυκέκρικα] ποοκέκοικα 12 λαμπροῦν] λαμπροῦ 30 αὐτῶν] αὐτοῦν ὅτε] ὅτι 32 ἐτερούσιον] ἐτεροούσιον.

246, 19 ναὸν τής θ.] τῆς θ. ναὸν 30 Ἰουβενά-

λιος] ἰουβεννάλιος 32 έτερούσιον] έτεροούσιον.

247, 1 ήμῶν] om. φορέσαι marg. al. m. 6 Θεοδώρητον] θεοδώριτον 23 ὅμοιον] pro hoc repetitur ήμιν όμοούσιον. Alterum marg. al. m. 28 πᾶσι] om.

248, 3 του Διοσκόρου διοσκόρου.

249, 10 πρός] περί 12 έπεμνήσθημεν] πε s. v. ead. m. 26 έκμετρισάσης] έκμετρησάσης.

250, 15 έκκαίδεκα] έξκαίδεκα 20 τὰ] om. 23

τινες έτεροι 29 μερίδος ] αίρέσεως 32 δν] ών.

251, 9 ἄρτι] his rubro col. superscr. + βασιλεία λέοντος του μεγάλου + 14 καὶ χρεών] χρεών ut A, addito deinde καὶ ut A 31 κοιαίστορα] κοιαίστωρα 32 διαβλη-θέντα] om.

252, 19 Βυσπόρου] βοοσπορίου τοῦ ante άγίου] addit 22 μεγάλων] άγίων μεγάλων 24 κατέκαυσε] κατέκαυσ

(i. e. -σεν: nam 30 scriptum κατέκαυσ) 31 σενάτω] σεν-

νάτω.

253, 7 βασιλικόν] om. 10 καὶ σεισμόν σφ. ἐν 'Αντιοχεία γενέσθαι λέγεται] καὶ σεισμόν γενέσθαι σφ. ἐν ἀντιοχεία 14 τούτου] τούτου δὲ 23 εὖ καὶ στο.] εὖ
στο. 25 πλεῖστα παρὰ Γιζερίχου φασὶ λαβεῖν] λαβεῖν

πλείστα παρά γιζερίχου φασί.

254, 8 θέλοντος] om. 9 θυγατριδήν] ultima compendio, quod δήν est potius quam δήν 19 ιθύναντος τὴν ἐπκλησίαν ἰθύναντος 26 οίς] om. et 27 καὶ τῆς pro τῆς 27 θερμῆς] θέρμης recte 28 ἐπιβλέψη] ἐπιλάμψη 29 καταλ.] his superscr. col. rubro βασιλεία λέοντος τοῦ μικροῦ + 32 αὐτοῦ] ἑαυτοῦ.

255, 1 ην δε] super hace novo versu inchoata rubro col. +  $\beta$ ασιλεία ζήνωνος + 13 δ  $\beta$ ασ. δ' ελθών  $\beta$ ασ. δ' ελθών

15 του δέ του 16 έκείνου τούτου.

256, 3 εἰοημένοις] om. 20 δὲ] δὲ καὶ 24 γέ-

257, 24 απέκλεινε] απέκλινε 29 μηδέν] μήτι, ut

p. 258, 8, 22.

258, 2 αὐτῷ] αὐτῷ 3 ἐκεῖνον] οm. 4 περιωδινίαις] περιωδυνίαις, quod dedi 25 κατεσχηκότα] τετυραννηκότα.

259, 1 αντενέγραφε  $-\psi$ ε 18 τοῦτον τοῦτο 27

διά ταῦτα] έντεῦθεν 30 ἀπογραφάς] καταγραφάς.

260, 9 έκακωσε καὶ] om., ut A. Est v. 7 17 υπερωρίσθη] περιωρίσθη 24 Θεοδέριχος] θευδέριχος ut A, et 261, 1 27 μεταθέμενον] μεταβαλλόμενον.

261, 3 τῆς Ῥωμης εἶναι] εἶναι τῆς δώμης 5 καὶ τὸ] τὸ 14 ἐπάρχου] ὑπάρχου 16 καὶ ἐπὶ] ἐπὶ

19 πολεμίων] έναντίων 20 πυροφόρα] πυρφόρα.

262, 16 Ξυλοπέρπου] ξηφοπέρπου 27 Χριστοῦ] om. 263, 1 ὑπεκρίνατο] υπεκρίνετο 10 δ']) (δὲ)

15 ταγμάτων] ταξιαία ex praeced. versu 21 δ' pro δέ, quod recepi 30 ἴσταται] ἴστασθαι32 μέρη] μέλη. Male: v. p. 264, 14.

264, 1 γοῦν] οὖν 5 τάχ' ἄν pro τάχα ἄν, quod recepi 15 νεῶν pro νηῶν, quod recepi 24 κατ' ὄναρ] om. 32

τεσσαρεσκαίδεκα] δεκατέσσαρα.

265, 1 κεχοησμωδ.] καὶ χοησμοδ. 6 ἐκ διαίτης εἰς δίαιταν ἐκ διαίτης 11 τρισίν] τισίν 24 ἀνερρήθη] his r bro col. superscr.: βασιλεία τοῦ θρακὸς ἰουστίνου † 25 αὐτὸς] καὶ αὐτὸς 30 γενομένης] γινομένης 31 ἠδύνατο] δεδύνητο.

266, 1 παρέσχε διανεμεῖν] παρέσχητο διανεμεῖν 7 ἐπιφανεστέρων] ἐπιφαν (ἐπιφανῶν) 14 ἀνήλωσεν] ἀνάλωσεν 17 δ'] δὲ 22 ἀνηγ. Αὐγ.] αὐγ. ἀνηγ.

267, 3 τούτου χρόνοις] χρόνοις τούτου 4 έφάνη post κομήτης erasum 7 μηνιόντων] μηνιώντων, ut A et Zonaras alibi 20 κατὰ | κατὰ τῶν 30 εί] om.

Zonaras alibi 20 κατὰ] κατὰ τῶν 30 εί] om.
268, 1 ἀνεῖλεν] ἀνεῖλε recte 13 αὖθις μάχης] μάχης αὖθις 21 ᾿Ανάζαρβα pro ἀνάβαρζα, quod recepi,
ut ἀνάζαρβος cum A pro ᾿Ανάβαρζος 29 δὲ] δὲ γε.

269, 2 κατεπτώθη] κατεπόθη 4 ἀπώλοντο] ἀπωλοφύροντο 29 ἀναδείκνυσιν] αποδείκνυσιν.

270, 1 Ἰουστινιανὸς] ἰστιανὸς 2 τεσσαράκοντα] οm. 5 ἐπέλιπε τὸ βιώσιμον] ἐπέλιπεν ἡ ζωὴ 6 ἡμέρας] ἡμέραις 7 ἄρξαντος et seqq. rubro col. superscriptum +  $\beta \alpha$ -σιλεία ἰουστινιανοῦ + 24 ἐδύνατο] ἠδύνατο 26 καινοτέρων] om.

271, 6 ἀφιείς] [εἰς 8 κατέτρεχον] κατέτρυχον. 272, 21 ἐβουλεύετο] βεβούλευτο 29 δὲ καὶ] δέ γε καὶ.

273, 8 τῶν κρατούντων] addit 12 τὸ μὲν τῆς τῶν στ., quod recepi, quum eodem ducere videatur A 21 οὐσίαι] περιουσίαι, quod recipiendum.

274, 7 τετελείωται] τετελείωτο 9 πρίν] πρώην δὲ] addit 15 ἀνέγειρε] ἀνήγειρε 16 μολύβδου] μολίβδου 22 θέαν αὐτοῦ συνηγμένων] θέαν ἀθροιζομένων αὐτοῦ ἐτίθουν—24 κατετίθεντο] πολλοὶ τούτων τοὺς ἐαυτῶν δακτυλίους ἐτίθουν πρὸ τοῦ κυνὸς ὁμοῦ συνηγμένους 27 ἀπένειμε] ἀπένειμε 29 τίς] ποία 31 ἐδείκνυεν] ὁ κύων ἐδείκνυεν.

275, 6 τούτων] έκάστω (sic, έκάς ) 14 παρὰ 'Αγαθίου ante ἐπίγραμμα 19 σκαφέεσιν — ἀτηρης] σκαφέεσσιν — ἀτειρης, hoc cum A 21 ή δὲ β.] καὶ ἡ β. 24
τοῦ — κωνσταντίνου] om. 25 δὲ] δ΄ 29 ἐλθὼν]
ελθὸν.

276, 2 γοῦν] οὖν 5 Ὁνώριχος] ὀνόριχος, ut 17 7 καταναγκάζοντας (-τες W.)] -τος 13 ορθοδόξους] ὀρθοδόξοῦντας 14 εἴκοσι] εἴκο 17 χριστ. χαλ.] invertit 21 γέγονε] οm. 23 δεινὸς] δεινότατος 29 ἀντεπ.] ἀνταπ. 30 τιμωρήση] τιμωρήσει 32 Βελλισάριον] βελισάριον

277, 6 πλατυκώτερον] πλατικώτερον 7 Βελλισάριος] βελισάριος 12 ήττηθείς] τραπείς 14 έννεν.] ένεν. 22 ὅτου γε] γε om.

278, 9 την Σαρδώ] σακερδώ αὐτη] αὕτη bene 22 στρατηγοί] ἀρχηγοί, sed margo al. manu γρ. στρατηγοί λίσση] βασιλίδι.

26

279, 10 εἰργασμένα] om. 17 θείων] ίερῶν

της 'Ρώμης ] δώμης.

280, 2 μετήνεκτο] μετενήνεκτο σεβήρου] σευήρου, quod recepi 3 μετέσχηκεν] μετέχῶ (i. e. μετέχων), sic in fine paginae, ην infra ῶ posito δ' pro δè, quod recepi 4 τῆς ἀρχιερατικῆς — καθέδρας] τοῦ πατριαρχικοῦ — θρόνου 10 εἰ γὰρ ἔλεγεν] εἶναι ἔλεγεν 18 αἰδεσθέντος] δυσωπηθέντος 19 Μηνας] μηνᾶς, et 24 26 σεβῆρον] σευῆρον.

281, 4 ξξήκοντα] οπ. 7 κατὰ τοῦ] κατὰ 9 ξδογμάτιζον] ξδογμάτισαν 17 ῷκονόμησαν] ξδογμάτισαν 18 τὴν Ἰταλίαν] Ιταλίαν 21 καὶ ταύτης] κάκείνης 28 ῷκειωμένος] ῷκείωτο 29 τὰ στρατηγὸ

τω διττω] τω δίττω στο.

282, 4 ἔνδειαν προβαλλόμενοι] ἐνδεία πιεζόμενοι 5 ἡ ἔρις αν ἀμφοῖν ἐτ.] ἐτ. αν ἡ ἔρις ἀμφοῖν 12 γενέσθαι pro γενήσεσθαι, quod recepi 13 σφων] αὐτων 18

βασιλείας έρῶν] βα | έρῶν sic inter duo versus, deleto τεύσοντα, quod e proximi versus έωαν στρατεύσοντα initio repetitum. Nihil igitur variat  $27 \, \alpha y l \alpha v$   $28 \, \sigma v \ell \tau \rho \psi \epsilon$  post τράπεζαν.

283, 5 άλλ' έκ] έκ δέ γε 7 πολλῆς — ἐγένετο] πολλοῖς — ἐγίνετο 14 ἀναδῦναι] ἐκδῦναι 26 Ῥωμαίοις] ἐωμαι, ultima per compendium, quod videtur esse -ους, ut A, quum versu praeced. sit ξωμαίοις 28 ἐξ Ἰνδίας ante πρὸς

το Βυζάντιον 30 ύπισχνοῦντο] ύπισχνοῦνται.

284, 1 ante, non post ωα interpungit 8 εlς το Βυζάντιον] ες βυζάντιον 14 Βελλησάριος] βελισάριος

23 πιστεύειν δοξάζειν.

285, 8 ἀγίας] άγίας καὶ 13 πρὸς] (πρὸ scribens, quum πρὸ scribatur πρὸς) πρὸ et καὶ ταῦτα καὶ τὸν τόπον, utrumque ut A 14 σοφιανὰς pro Σοφιανὰ 31 post καταλιπὼν iis quae vulgo sequuntur Ἰουστίνος δὲ etc. rubro col. superscriptum + βασιλεία ἰουστίνου τοῦ δευτέρου.

286, 6 αὐτῷ δοθείη έξουσία] δοθείη έξουσία αὐτῷ 11 αἰτιώμενον] αἰτιαθέντα 27 ἐκ τῆς πανδαισίας] τοῦ

συμποσίου.

ποοκέκοικα 12 λαμποων] λαμποού 30 αὐτων] αὐτον ὅτε] ὅτι 32 έτερούσιον] έτεροούσιον.

246, 19 ναὸν τής θ.] τῆς θ. ναὸν 30 Ἰουβενά-

λιος Ιουβεννάλιος 32 έτερούσιον | έτεροούσιον.

247, 1 ήμῶν] om. φορέσαι marg. al. m. 6 Θεοδώρητον] θεοδώριτον 23 ὅμοιον] pro hoc repetitur ήμιν ὁμοούσιον. Alterum marg. al. m. 28 πᾶσι] om.

248, 3 του Διοσκόρου] διοσκόρου.

249, 10 πρός] περὶ 12 ἐπεμνήσθημεν] πε s. v. ead. m. 26 ἐκμετρισάσης] ἐκμετρησάσης.

250, 15 έκκαίδεκα] έξκαίδεκα 20 τα] om. 23

Tives "tepos 29 megloog algébeng 32 ov] wv.

251, 9 ἄρτι] his rubro col. superscr. + βασιλεία λέοντος τοῦ μεγάλου + 14 καὶ χρεών] χρεών ut A, addito deinde καὶ ut A 31 κοιαίστορα] κοιαίστωρα 32 διαβλη-θέντα] om.

252, 19 Βυσπόρου] βοοσπορίου τοῦ ante άγίου] addit
22 μεγάλων] άγίων μεγάλων 24 κατέκαυσε] κατέκαυσ

(i. c. -σεν: nam 30 scriptum κατέκαυσ) 31 σενάτω] σεν-

νάτω.

253, 7 βασιλικόν] om. 10 καὶ σεισμόν σφ. ἐν ἀντιοχεία γενέσθαι λέγεται] καὶ σεισμόν γενέσθαι σφ. ἐν ἀντιοχεία 14 τούτου] τούτου δὲ 23 εὖ καὶ στρ.] εὖ στρ. 25 πλεῖστα παρὰ Γιζερίχου φασὶ λαβεῖν] λαβεῖν

πλείστα παρά γιζερίχου φασί.

254, 8 θέλοντος ] om. 9 θυγατοιδήν] ultima compendio, quod δήν est potius quam δήν 19 ίθύναντος την ἐκκλησίαν] την ἐκκλησίαν ἰθύναντος 26 οἰς] om. et 27 καὶ τῆς pro τῆς 27 θερμῆς] θέρμης recte 28 επιβλέψη] ἐπιλάμψη 29 καταλ.] his superscr. col. rubro βασιλεία λέοντος τοῦ μικροῦ † 32 αὐτοῦ] ἑαυτοῦ.

255,  $1 \tilde{\gamma} \nu \delta \tilde{\epsilon}$ ] super hace novo versu inchoata rubro col. +  $\beta \alpha \sigma i \lambda \epsilon l \alpha \zeta \dot{\gamma} \nu \omega \nu \nu \varsigma + 13 \delta \beta \alpha \sigma$ .  $\delta' \tilde{\epsilon} \lambda \vartheta \dot{\omega} \nu$ ]  $\beta \alpha \sigma$ .  $\delta' \tilde{\epsilon} \lambda \vartheta \dot{\omega} \nu$  $15 \tau o \tilde{\nu}$ ]  $\delta \tilde{\epsilon} \tau o \tilde{\nu}$   $16 \tilde{\epsilon} \kappa \epsilon l \nu o \nu$ ]  $\tau o \dot{\nu} \tau o \nu$ .

256, 3 εἰοημένοις] om. 20 δὲ] δὲ καὶ 24 γέ-

γουε] έγένετο.

257, 24 απέκλεινε απέκλινε 29 μηδέν] μήτι, ut

p. 258, 8, 22.

258, 2 αὐτῷ] αὐτῷ 3 ἐπεῖνον] om. 4 περιωδινίαις] περιωδυνίαις, quod dedi 25 πατεσχηπότα] τετυραννηπότα.

259, 1 ἀντενέγοαφε] -ψε 18 τοῦτον] τοῦτο 27

διὰ ταῦτα] ἐντεῦθεν 30 ἀπογραφὰς] καταγραφὰς.

260, 9 ἐκάκωσε καὶ] om., ut A. Est v. 7 17 υπερωρίσθη] περιωρίσθη 24 Θεοδέριχος] θευδέριχος ut A, et 261, 1 27 μεταθέμενον] μεταβαλλόμενον.

261, 3 τῆς Ῥωμης εἶναι] εἶναι τῆς δωμης 5 καὶ τὸ] τὸ 14 ἐπάρχου] ὑπάρχου 16 καὶ ἐπὶ] ἐπὶ

19 πολεμίων] εναντίων 20 πυροφόρα] πυρφόρα.

262, 16 Συλοκέρκου] ξηφοκέρκου 27 Χριστοῦ] om. 263, 1 ὑπεκρίνατο] υπεκρίνετο 10 δ']) (δὲ)

15 ταγμάτων] ταξιασχ ex praeced. versu 21 δ' pro δè, quod recepi 30 ισταται] ιστασθαι32 μέρη] μέλη. Male: v. p. 264, 14.

264, 1 γοῦν] οὖν 5 τάχ' ἄν pro τάχα ἄν, quod recepi 15 νεῶν pro νηῶν, quod recepi 24 κατ' ὄναρ] om. 32

τεσσαρεσκαίδεκα] δεκατέσσαρα.

265, 1 κεχρησμωδ.] καὶ χρησμοδ. 6 ἐκ διαίτης εἰς δίαιταν ἐκ διαίτης 11 τρισίν] τισίν 24 ἀνερρήθη] his ribro col. superscr.: βασιλεία τοῦ θρακὸς ἰουστίνου + 25 αὐτὸς] καὶ αὐτὸς 30 γενομένης] γινομένης 31 ἡδύνατο] δεδύνητο.

266, 1 παρέσχε διανεμεῖν] παρέσχητο διανεμεῖν 7 ἐπιφανεστέρων] ἐπιφαν' (ἐπιφανῶν) 14 ἀνήλωσεν] ἀνάλωσεν 17 δ'] δὲ 22 ἀνηγ. Αὐγ.] αύγ. ἀνηγ.

267, 3 τούτου χρόνοις] χρόνοις τούτου 4 έφάνη post κομήτης erasum 7 μηνιόντων] μηνιώντων, ut A et

Zonaras alibi 20 κατά] κατά τῶν 30 εl] om.

268, 1 ἀνείλεν] ἀνείλε recte 13 αὖθις μάχης] μάτης αὖθις 21 'Ανάζαρβα pro ἀνάβαρζα, quod recepi,
ut ἀνάζαρβος cum A pro 'Ανάβαρζος 29 δὲ] δὲ γε.

269, 2 κατεπτώθη] κατεπόθη 4 ἀπώλοντο] ἀπωλοφύροντο 29 ἀναδείκνυσιν] αποδείκνυσιν.

298, 2 προελήλυθεν 5 τοῦ θεοῦ] τὸν θεὸν 9 φί pro φ, quod recepi 10 φετο είναι τουτον] τουτον ού ετο είναι 18 παρεστάναι] παραστήναι καί] κελεύουσαν 19 οπη] οποι 24 γοῦν] οὖν 28 **Pω**μαίων ] δωμαϊκοῖς Ε Φωκάν στο.] στο. φωκάν.

299, 2 δε τουτο] τουτο δε 8 την χοείαν] χοείαν 14 τῷ β. αὐτ.] αὐτ. τῷ β. 19 ἵνα] ὡς αν 22 ἡ τοῦ βασιλεύοντος] τοῦ βασιλέως ἡ 25 rubro col. superscr. βασιλέια + φωνα τοῦ τυράννου + 31 τότε] ὅτε.

300, 2 την στάσιν επεχείσει] επεχείσει την στάσιν 10 εὐθεῖαι] εὐθεῖς 13 τὸν πειρασμὸν] τὴν συμφοράν ex v. 12 15 του] addit 16 απόλυται] έξόληται.

301, 1-3 post στρατιής quarta pars versus vacua relicta, ut supra dimidium sequentis, in quo sequitur versus at at νέκυς, ante secundum τῆς—τῆς (omisso τ') Ἰοκάστης positus 6 πετάλοισι κατάσκιος οὐκέτι] πετάλοισιν οὐκέτι 7 Opinklois opniklois 9 of om., ut 18 opr. omissum, deinde anguste insertum 17 μηδέν] μήτι 24 τοῦ] om. 28 ἐκόλαζε] om. 29 ἔνδεκα] δέκα ἐφ' ἐνί 32 τότε κακά] κακά τότε.

302, 3 καὶ Γαλατίαν κατέδοαμον] om. 5 "Αβαρες] άβαροι 6 στρατόπεδα] στρατεύματα, et margo ead. m. γο. στρατόπεδα 11 των δήμων προς αὐτόν τι] προς αὐτόν τι των δήμων 14 παρέδωκεν — αὐτούς] κολασθησομένους παρέδωκεν 18 κατά χο. εν 'Α.] εν ά. κατά χο. ανείλου απέκτεινεν 22 έκδιώξας της πόλεως και της πόλεως έξεδίωξεν 23 τρία έτη] έτη τρία 26 δε θυγατέρα] θυγατέρα δὲ 29 τῆς Δ.] δ.

303, 5 εμισήθη παρά πάντων] παρά πάντων μεμίσητο 6 τοῦ πατρὸς] om. 15 πλωιζόμενον] πλοϊζόμενον 26 πρίσκου] κρίσπου 28 υπάρχων επάρχων ex v. 26

ἐπάργου.

304, 10 ούτω δὲ] ούτως 11 ἐκκοπῆναι] ἐκτμηθῆναι 12 ην πάμινος ] πάμινος ην λέγεται] om. in fine versus 15 ἄλλοι pro οί ἄλλοι 19 sequentibus rubro col. superscriptum + βασιλεία ή ρακλείου: 23-25 ήμεραν νυμφίους] ήμέραν καί βασιλείς καί νυμφίους χρηματίσαι αὐτούς.

305, 15 έκαύθη] πυρί παρεδόθη 24 έτέρα στέλ-

λεται έτέρα 28 άρνήσωνται άρνήσονται.

306, 2 ηὐλίσατο post δορυφορίας 4 καὶ χρημάτων - ἐκόμιζεν] καὶ χρηματα δὲ πολλὰ δῶρα τῷ χαγάνω ἐκόμιζεν 7 οὐκ ἐπέτυχεν] διημάρτηκεν 8 ἄπασαν post ἀποσκευὴν 16 τοῦτο] τούτου 19 προϋπαντῶν προσυπαντῶν 20 διακείμενος] διατιθέμενος 21 συνήει] συνίει 26 δ' pro δὲ, quod dedi 27 Γρηγορᾶ πατρικίου] transponit.

307, 5 περί pro παρά, quod recepi 7 ποιήσεις]

ποιήσης 15 γας] om.

308, 4 δ] om. 5 κωνσταντίνου] om. 6 ἀποδημῶν δ Ηράκλεως om. Duc.] addit 18 ἄγοντες] ἄγοντ i.e. ἄγοντας

29 το ύπ. αὐτο ύπ.

309, 2 ταύτην] κάκείνην 10 τοὺς — ἡγεμονεύοντας] πάντας τοὺς — ἡγεμόνας 11 πάντων] om. 13 βασιλεῖ] τῶν ξωμαίων βασιλεῖ 18 μερδασάν] μερδασάν, 125 23 μάχεσθαι] om.

309, 31 εν Περσίδι αίχμ. Ταίχμ. εν περσίδι.

310, 16 φύσεις ήνωμένας ἀσυγχύτως ἐπὶ τοῦ σωτῆρος - Χριστοῦ] δύο φύσεις ἐπὶ τοῦ σωτῆρος χριστοῦ ἡμῶν

ασυγχύτὶ (i. e. ἀσυγχύτους).

311, 3 Ίεροσολύμοις] τοῖς ἱεροσολύμοις 10 μήτε] μηθὲ 12 τοῖς | τῆς 12 et 15 Σεβήρου] σευήρου 16 ὑποστρέφοντι τῆς | addit 19 τῶν τὰς—πτησάμενος ] οm. 24 πίπτων ] καταβαλλόμενος 27 τινι δὲ] τινι.

312, 4 οὖτος] οὖτως 17 προσῆλθεν] -θε, quod recepi 18 τὸ ἔθνος ἄπαν] τοὺς ὁμοφύλους ἄπαντας 19 καὶ ὑφ' ἐαντὸν ποιησάμενος] οm. 22 γένος] ἔθνος 24 ἐκκυλισθείς] ἐγκυλισθείς 27 ἤτρω] ἴτρω 30 post ἀνώων et Ῥωμαίων (ut vulgo) erasum vocabulum eiusdem fere spatii, quod primo quidem loco manifesto fuit ἀνώων, fortasse etiam secundo: nam littera prima fuisse videtur ἀ 32 μεταβαίνει — 313, 1 Κωνσταντῖνον (ut rulgo)] rubro col. superscriptum βασιλεία κωνσταντίνου νώῦ ἡρακλείου. Τυπ ἡ δὲ βασιλεία καὶ τὰ τῆς αὐταρλίας εἰς τὸν ἐκείνου νίὸν τὸν κωνσταντῖνον μεταβεβήκασι

298, 2 προελήλυθεν 5 τοῦ θεοῦ] τον θεον 9 φῖ pro φ, quod recepi 10 ὤετο εἶναι τοῦτον] τοῦτον ὤετο εἶναι 18 παρεστάναι] παραστῆναι καὶ] κελεύουσαν 19 ὅπη] ὅποι 24 γοῦν] οὖν 28 Ῥωμαίων] ὁωμαϊκοῖς Φωκάν στρ.] στρ. φωκάν.

299, 2 δὲ τοῦτο] τοῦτο δὲ 8 τὴν χρείαν] χρείαν 14 τῷ β. αὐτ.] αὐτ. τῷ β. 19 ἵνα] ὡς ἂν 22 ἡ τοῦ βασιλέως ἡ 25 rubro col. superscr. βασιλέια + φωκᾶ τοῦ τυράννου + 31 τότε] ὅτε.

300, 2 τὴν στάσιν ἐπεχείρει ] ἐπεχείρει τὴν στάσιν
10 εὐθεῖαι ] εὐθεῖς 13 τὸν πειρασμὸν ] τὴν συμφορὰν
ex v. 12 15 τοῦ ] addit 16 ἀπόλυται ] ἐξόληται.

301, 1—3 post στρατιῆς quarta pars versus vacua relicta, ut supra dimidium sequentis, in quo sequitur versus αι αι νέκυς, ante secundum τῆς τῆς (omisso τ') Ἰοκάστης positus 6 πετάλοισι κατάσκιος οὐκέτι πετάλοισιν οὐκέτι 7 Θριηκίοις 9 δ] om., ut 18 δ pr. omissum, deinde anguste insertum 17 μηδὲν] μήτι 24 τοῦ] om. 28 ἐκόλαζε] om. 29 ἔνδεκα] δέκα ἐφ' ἐνί 32 τότε κακὰ] κακὰ τότε.

302, 3 καὶ Γαλατίαν κατέδραμον] om. 5 "Αβαρες] ἄβαροι 6 στρατόπεδα] στρατεύματα, et margo ead. m. γρ. στρατόπεδα 11 τῶν δήμων πρὸς αὐτόν τι] πρὸς αὐτόν τι τῶν δήμων 14 παρέδωκεν — αὐτούς] κολασθησομένους παρέδωκεν 18 κατὰ χρ. ἐν ᾿Α.] ἐν ἀ. κατὰ χρ. ἀνείλον] ἀπέκτεινεν 22 ἐκδιώξας τῆς πόλεως] καὶ τῆς πόλεως ἐξεδίωξεν 23 τρία ἔτη ξία 26 δὲ θυγατέρα θυγατέρα δὲ 29 τῆς Δ.] δ.

303, 5 έμισήθη παρὰ πάντων] παρὰ πάντων μεμίσητο 6 τοῦ πατρὸς] οm. 15 πλωιζόμενον] πλοιζόμενον 26 πρίσκου] κρίσπου 28 υπάρχων] ἐπάρχων ex v. 26 ἐπάρχου.

304, 10 οῦτω δὲ] οῦτως 11 ἐπκοπῆναι] ἐπτμηθ ῆναι 12 ἡν πάμινος] πάμινος ἡν λέγεται] om. in fine versus 15 ἄλλοι pro οἱ ἄλλοι 19 sequentibus rubro col. superscriptum + βασιλεία ἡ οαπλείου: 23—25 ἡμέραν νυμφίους] ἡμέραν καὶ βασιλεῖς καὶ νυμφίους χοηματίσαι αὐτούς.

305, 15 ἐκαύθη] πυρὶ παρεδόθη 24 ἐτέρα στέλ-

εται] ετέρα 28 άρνήσωνται] άρνήσονται.

306, 2 ηὐλίσατο post δορυφορίας 4 καὶ χρημάτων - ἐκόμιζεν] καὶ χρήματα δὲ πολλὰ δῶρα τῷ χαγάνῷ ἐκόξεν 7 οὐκ ἐπέτυχεν] διημάρτηκεν 8 ἄπασαν post 
ποσκευὴν 16 τοῦτο] τούτου 19 προϋπαντῶν] 
ροσυπαντῶν 20 διακείμενος] διατιθέμενος 21 
νήει] συνίει 26 δ' pro δὲ, quod dedi 27 Γρηγορᾶ 
πρικίου] transponit.

307, 5 περί pro παρά, quod recepi 7 ποιήσεις]

μήσης 15 γάς] om.

308, 4 δ] om. 5 κωνσταντίνου] om. 6 ἀποδημῶν δ [φάκλεως om. Duc.] addit 18 ἄγοντες] ἄγοντ i.e. ἄγοντας

τῷ ὑπ.] αὐτῷ ὑπ.

309, 2 ταύτην] κάκείνην 10 τοὺς — ήγεμονεύον-6] πάντας τοὺς — ήγεμόνας 11 πάντων] om. 13 ωίλει] τῶν δωμαίων βασιλεί 18 μερδασάν] μερδαίν, ut 25 23 μάχεσθαί] om.

309, 31 εν Περσίδι αίχμ.] αίχμ. εν περσίδι.

310, 16 φύσεις ήνωμένας ἀσυγχύτως ἐπὶ τοῦ σωτῆρος Χριστοῦ] δύο φύσεις ἐπὶ τοῦ σωτῆρος χριστοῦ ἡμῶν

υγχύτὶ (i. e. ἀσυγχύτους).

311, 3 Ίεροσολύμοις] τοῖς Ιεροσολύμοις 10 μήτε]
δὲ 12 τοῖς] τῆς 12 et 15 Σεβήρου] σευήρου
ὑποστρέφοντι] ὑποτρέφοντι τῆς] addit 19 τῶν
ρ — πτησάμενος] οm. 24 πίπτων] παταβαλλόμενος
Γτινι δὲ] τινι.

312, 4 οὖτος] οὖτως 17 προσῆλθεν] -θε, quod cepi 18 τὸ ἔθνος ἄπαν] τοὺς ὁμοφύλους ἄπαντας καὶ ὑφ' ἐαυτὸν ποιησάμενος] οm. 22 γένος] ἔθνος ἐκκυλισθεὶς 27 ἤτορῷ] ἴτορω 30 st ἀνύων et Ῥωμαίων (ut vulgo) erasum vocabulum eiusm fere spatii, quod primo quidem loco manifesto fuit νων, fortasse etiam secundo: nam littera prima fuisse vitur ἀ 32 μεταβαίνει — 313, 1 Κωνσταντίνον (ut lgo)] rubro col. superscriptum βασιλεία κωνσταντίνου ὑῦ ἡρακλείου. Τυμ ἡ δὲ βασιλεία καὶ τὰ τῆς αὐταρτς εἰς τὸν ἐκείνου υἱὸν τὸν κωνσταντῖνον μεταβεβήκασι

pro έπενενηγμένων, quod me invito relictum μισητός ἔδοξε] πάσιν ὁ αὐτοκράτωρ μεμίσητο γοῦν] δοῦν 12 ἀστρολογίαν] στρατολογίαν 21 δειλανδρήσης] δειλανδρίσης 27 συνεισρεόντων] συνεισρυέντων 32 κατὰ τὴν Σφενδόνην] ἐν τῆ σφενδόνη.

324, 2 έκκαιδεκα] έξκαιδεκα 8 τούτων et seqq.] rubro col. superscr.: βασιλεία λεοντίου + 10 αλημαλώτους 16 την 'Αφοικήν αὐτῶν ήλευθέρωσε της 'Αφοικής έκείνους ἀπώσατο 18 ἀναμένων]

προσμένων.

325, 6 ἐπαρχιωτῶν] ἐπαρχεωτῶν Βλαχέρναι] βλαχέρναις 8 φρικῶν] φρικτῶν 13 βασιλεύσαντα ἔτη
τρία om. et 15 post ἐποίησεν addit ἐβασίλευσε δὲ ὁ Λεόντιος ἔτη τρία 16 καὶ ὁ μὲν] his superscr. rubro col.:
+ βασιλεία ἀψιμάρου τοῦ καὶ τιβερίου + 19 προβαλλόμενος] προβαλόμενος 30 μωάμεθ] μοάμεδ 31 'Αγαρηνούς] σαρακηνούς.

326, 12 φιλοτιμότατα per o pro ω, quod recepi 18 απελθών] ὑποχωρήσας et inserit ἀπηλθε post χώραν et i

καὶ μετά pro μετά 19 ο pro ον, quod recepi.

327, 7 στρατοπεδευσάμενος] στρατευσάμενος τον δε] είτα του 24 κυνηγεσίω] κυνηγίω 29 προυβάλλετο] προυβάλετο, quod recepi είς τὴν] addit.

328, 2 ήδη ήδη δε δυ δυ και 15 συνεκλείς σθησαν συνεκλείσθη in fine versus 26 παραλαβόντες

παρειληφότες 28 μειρακίων ] μειρακίσκων.

329, 5 ετί] οπ. 8 περιοισθήναι] περιορισθήναι 17 καὶ πολιορκούντος αὐτὴν] οπ. 27 πλωιζ.] πλοίζ. 29 προκαταλαβόντος] καταλαβόντος 31 σταλείς] ἀποσταλείς μετὰ τοῦ] μετὰ.

330, 13 sequentibus rubro col. superscr. βασιλεία σε λιππικοῦ τοῦ καὶ βαρδάνη + 16 τὴν άγίαν ἐκείνης

σύνοδον] την σύνοδον εκείνην την Ιεράν.

331, 1 έπί] om. 2 αὐτω] ἐαὐτω, recte fortasse 6 ἀπενόστησαν] ὑπενόστησαν 10 τοῦ] om. 21 ἡν δλοῦτος ὁ βασιλεὺς καὶ λόγοις] rubro col. superscr. + βασιλεία ἀστεμίου τοῦ καὶ ἀναστασίου + Tum οὖτος ὁ βασιλεὺς καὶ λόγοις ἡν 23 οὖτος] ος 24 καταπαύσας] κατασπά

κύθις] πάλιν ενόρμισαν] ενώρμισαν 28 τοῦτο] ad-31 γας γας, ώς ίστοςεῖται 32 από ξκ.

318, 1 ελθόντος] αφικομένου κατασκευάσαντος] 2 καὶ λύπης οι 3 περιλειφθέντος σευάσαντος πριδοίπου 4 σπληρά post προσπεσούσα 6 προσαράξων προσαρράξασα 7 των οm. απας διώλετο] πατείνα (sic) διώλετο 10 πεσείν — μείονας ] πεσείν έξ αὐτών, ως λέγεται, τρισμυρίων ού μείονας 13 επέλθωσι pro milθωσιν, quod scripsi 14 Μαβίας μαυίας Μπιωτίν κατένευσε recte 18 γλώτταν post λέγειν 🗓 πληρώσαντα] πληρώσοντα, quod recepi 20 δεχθείς n xal δεχθείς 24 οκτώ] om. 31 το ξώαν] την

319, 12 yap addit oud' pro oude 16 καὶ πικύσθαι] addit 20 Κύρου] ονωρίου βώμης, πύρου 🖔 αχρατώς ] έγπρατώς 28 είσαγαγών ] συναγαγών

🛚 καὶ τενάγεσι] post ποταμοῖς ponit.

320, 8 δ'] om. τελούσα αυτη έστι] αυτη έστι τε-Φύτα 11 ούτω] ούτ). Sic ούτ) 360, 32 pro ούτως 6 δ' δε 28 rubro col. superscr.: βασιλεία ἰουστίνου 📦 δινοτμήτου + ήν δὲ — μειρακίσκος] ζουστινιανός δὲ

📭 τ. ά. έ. μειρακίσκος ήν.

321, 3 τετυχήκασι] τετυχήκασιν et mox άρτι δε τῶν σ. τούτου τοῦ αι 6 Μαβίας] μαυίας 15 την ] την τῶν, ut pro την των, quorum alterum delevi, ut est p. 94, A 16 kalησε pro ένέπλησεν, quod recepi 21 Σαλαβιαών] 🌬 βικών, non σθλαβικών, ut A et ipse infra 322, 21 🕽 είχε] έφερε 31 ετερον] addit.

322, 5 επιμαρτυρουμένων επιμαρτυρομένων ύρατι — προσδήσαντες] δόρατος — έξαρτήσαντες 📑 ολίγων ] σύν ολίγοις 21 Σκλαβικών ] σθλαβικών 6 λεγόμενος vel καλούμενος] om. Ιουστινιανός ] λουστισυειος 28 επέβαινου προσέβαινου.

323, 1 τῷ βασιλεῖ τούτῳ] τούτῷ τῷ βασιλεῖ τομίας] έπτομίας τις 2 το μεν γένος έκ βαρβάρων ελ-το, ἀπηνης δε και ὑπερ βαρβάρους] βάρβαρος μεν το γές, υπέο βαοβάρους δε την απήνειαν 8 ποτε] om. Θό βασιλεύς] ούτος ο βασιλεύς 13 επενηνεγμένων

ναι καὶ — βασιλείαν] ΐνα τούτων συνεργία τὴν βασιλείαν πάλιν ἀπολήψοιτο 15 καὶ ος πείθεται] ο δὲ πείθεται 16 προσδεχθήσεσθαι] προσληφθήσεσθαι 22 συνομοτῶν] συνωμοτῶν 29 γὰρ] om. ἀπεκάλει] ὀνομάζων.

339, 3 κατάρχεσθαι] κατάρξασθαι 9 ετη] ετι ρτ. 14 ἄρχων ἄρτι γέγονεν] ἄρτι γέγονεν ἀρχηγὸς 17 καὶ τῷ "Αραβι τὴν ἀρχὴν ἐπηγέλλοντο] οm. 26 λοιποῖς] οm.

28 eneivoi om. evrevoer om.

340, 18 καὶ ος κάκεῖνος 25 γνώμη αὐτοῦ] αὐτοῦ

βουλήσει.

341, 5 παιδείας] σοφίας ex p. 340, 29 8 μεταστειλάμενος] μεταπεμψάμενος 9 είκόνων] addit ut A (et Wolfius in lat.) 18 προσομ.] προσωμ. recte 23 τοῖς

(ut W. et Duc. tacente Haasio)] ταίς recte.

342, 10 καί] addit 13 πας. τῶν Γ. αὐτοῖς] τῶν γ. π. αὐτοῖς 16 τοῦτο δεηθέντων τῶν Φράγγων] τοῦτο αἰτησαμένων τῶν φράγγων 20 Μασσαλίαν] μασαλίαν 22 Βενετιῶν] βενετίων 24 διέλεπον] διέλιπον 25 ἐπιόντες post Ρωμαίοις.

343, 7 ἄρρενα] ἄρσενα ἤδη δὲ τοῦ] τοῦ δὲ 8
Κωνσταντίνου] οm. 18 μεγάλου] οm. 20 Νικαία]
νίπαια, quod dedi, ut p. 331, 32 21 οῦν] γοῦν 28

βασιλεί] βασιλικῷ ταμείφ.

344, 2 δυσεντερία δυσεντερίαν 4 διεδέξατο] rubro col. superscr. αὐταρχία κωνσταντίνου τοῦ κοπρωνύμου + 6 ὑπερβάλλεσθαι ὑπερβαλέσθαι 10 μονοειδεὶς] μονοειδης θηρία] οπ. ἱστόρηται 1 ἱστόρηται 29 Δακηνὸν λαγκηνὸν 30 ὑποσχέσεσιν ἔπεισεν] ὑποσχέσεσι πέπεικεν.

345, 2 ηόη] om. 10 καθυπέβαλον] καθυπέβαλλον 13 δεχθείς] rubro col, superscr.: + βασιλεία τοῦ κουφοπαμάτου ἀρταβάσδου + 14 σεβασμίους] σεβασμίας 18 ἐκ τῆς Μ. γ.] γ. ἐκ τῆς μ. 19 δὲ] οὖν μεγα λοπόλεως] πόλεως 31 in verbis vulgo additis ἀνιχνιά στων] ἀνεξιγνιάστων.

346, 1 τοῦ] om. ut A, in fine versus et margine ponen verba τι τοῦ θέματος. τοῦ est p. 106, C; 137, C. V. Ducang

in Otim., qui utrumque ponit, sed de suo 8 ἀνασκάψαι] κατασκάψαι 10 πολέμιοι καὶ ante κατάκριτοι in marg. suppleta m. recentissima atramento pallidissimo 16 ἐθριάμβευσεν] ἐθριάμβευσε recte 17 ἀοιδίμου] ἀγίου πατριάρχου Γ.] invertit 20 ἀμοφόριον] ἀμόφορον 29 την] om.

347, 2 η η 3 κατήντησε] om. 4 οδόν] οδον sic cum sp. leni 5 ἐπιτιθέντες ἐπιθέντες 8 δι'] διὰ 10 Θεοδοσιουπόλεως] θεοδοσιοπόλεως, ut Wolfius 16 τέτταρσι] τέσσαρσι 29 παραγενόμενος] γενόμενος 30 οδτος] om.

348, 1 ἀπηγόρευσαν] ἀπηγόρευσ, cum compendio quod item videtur -σαν 5  $\dot{I}$ . τὸν Δ.] τὸν δ.  $\dot{l}$ . 10 μόνων] μόνον 13 ἐκεῖνοι - λεπτὰς] ἢ γράφειν ἐκεῖνοι ψήφους 18 δι' ἑαυτῶν] om. 23 ἔκτεινεν] ἀπέκτεινεν

27 θαλάσσης] διὰ θαλάσσης.

349, 4 διιών] προϊών 8 πάντας ἀναιρεθηναι προσταξεν] πάντας τῷ ξίφει ὑπήγαγε 11 πρυσταλλωθηναι] τρυσταλωθηναι et 14 et 16; 22, 27 17 τοῦ στενοῦ—18 χρυσόπολιν in marg. manu recentissima pallido atramento 20 ἐν ταῖς] ἐν 25 κατ' οὐδὲν] οὐδὲν μεγάλων] οm. 28 κρυστάλλων] τμημάτων ex v. 22 τοῖς παραλίοις τείρει τῆς πόλεως] τοῖς παράλοις τῆς πόλεως τείχεσι 30 προσήραττον] ρρ ut 31 προσαρραττόμενα 31 κατέβαλον] κατέβαλλον.

350, 13 εγώ ουτω] ουτω 19 μάρτυς] οι μάρτυς η και 22 παραδόντων] περιλαβόντων 24 περιβοήτους] διαβοήτους 26 μοναχών βαρύτατον] μοναζόν-

των (ex v. 24) σφοδρότατον 28 πολλοί] πλείους.

351, 4 έκείνος] οπ. 8 μισόθεος] μισάγιος 9 καταθικους] κατακρίτους 10, 11 έν τέλει καὶ τῶν] οπ. 13 θείαις] άγθαις 15 προέστησεν] προέστησε, quod dedi 22 γενομένης 25 χερσὶν] χερσὶ recte 26 ξωμαλαιότητα] δωμαλεότητα 28 κατ' αὐτοῦ βουλευομένους] ἐπιβούλους αὐτοῦ 29 μέντοι] μὲν 32 ἀλλὰ] οπ.

352, 1 αὐτοῦ] αὐτοῦ δὲ Κωνσταντῖνον πατριάρ[Την] πατριάρχην τὸν κωνσταντῖνον 2 τούτων] om.

3 τινάς] αὐτοῦ τινάς 4 α'τοῦ] om. 5 πεποίηκε] ηνάγκασε 6 γενομένων] γεγονότων 7 προεβάλλετο] προεχειρίσατο τινά] om. 10 έσχολακώς ] έσχολακότ (ἐσγολακότων, non addito antea τῶν) 14 ὁ τύραννος ] om.

μετακομισθηναι εκέλευσε | εκέλευσε κομισθηναι 16 πλήθους] om. πολλοῦ] πολλῶν συναθροισθέντος] ἀθροισθέντων 18 ἐπὶ] κατὰ 25 αὐτῷ δοκεῖ] δοκεῖ αὐτῷ 28 καλῶς] καὶ καλῶς 29 τρισάθλιος] δείλαιος 30 Κυνηγέσιον] κυνήγιον 32 μανία] om.

353, 8 καὶ καλέσας αὐτην (addito hoc quod deest ceteris) ελοήνην supplet margo ead. m. 13 ἐπεμβαλεῖν] ἐμβα-λεῖν 16 ἐσπείσαντο] ἐσπείσατο 20 τὰ τῶν, ut vulgo pro τῷ,] om. 22 ως ] ὅτι 23 Ῥωμαίων ] ὁωμαϊκον (ut Wolf.) 25 ληισάμενοι] ληισόμενοι 26—28 τους μεν διέφθειρε, τους δε και εξώγρησε, και μετ' αιχμαλωσίας πολλης έπανέστρεψε] πολλούς μεν διέφθειρε, πλείστους δε καὶ ἐζώγρησε, καὶ μετὰ δορυαλώτων πολλών ἐπανέζευξε.

354, 2 ταῦτα τῷ ] τῷ 5 γὰο s. v. ead. m., ut βούλεσθαι προσελθεῖν in fine versus addit margo 6 ἐκ τῶν] τῶν 7 θαρρήσειεν] θαρρήσειε, quod dedi 16 λάβροι]

λαῦροι 32 ἄλλως αλλους.

355, 1 ἐπαύετο] ἐπαύσατο 13 λαθραίως] om. 15 αλητηρίου αλιτηρίου 17 το σώμα λέγει λέγει το σωμα 20 κατατεθείναι] κατατεθήναι 24 έπί] πρός τοῖς 28 rubro col. superscr.: + βασιλεία λέοντος υίου τοῦ κοπρωνύμου + 32 ώστε καί τινας τῶν μοναχῶν] ώς καί τινας αὐτῶν.

356, 8 βούλοιντο] βούλονται 12 μόνον] οπ. 13 προεστήπεσαν] προειστήπεισαν 15 την] οπ. 18 βασιλεύς] λέων ποοεβάλλετο ποουβάλετο, unde correxi 25 τοῦ παλατίου] ἐν τοῖς βασιλείοις 28 τε addit 31 έναπέθετο] έγκατέκλεισεν 32 τῷ κυρίῷ] εἰς χεῖρας τοῦ πυρίου.

357, 3 ἀνέθετο προσέφερεν ἀνάθημα τῷ θεῷ βων] λαβων έπείθεν 5 ούτος] ούτως έπεξήγαγε] ύπεξήγαγε 6 superscr. col. rubro βασιλεία είρηνης καί κωνσταντίνου τοῦ υίοῦ αὐτῆς 9 ἄμφω] καὶ ἄμφω σεβασμίων ] άγίων 22 τοῖς] τῆς perspicue 26 Γνα] ĩν' bene.

358, 3 οψεις οψει 4 Καρούλον πάρουλον, quod dedi 7 παταλιπούσα] ἐάσασα 8 περιβέβληται] περι-βάληται 19 Ῥωμαίοις] ξωμαίους perspicue 22 ὁμήρους post 23 λαβείν 23 έν πέδαις ] δεσμώται 24 κατείοχθησαν καθείοχθησαν, quod dedi 27 βασίλισσα] βασιλίς 32 έπείνου post την.

359, 4 γενομένων γινομένων perspicue 6 "Αραψιν] αραψε, quod dedi 9 περί om. 11 σύν τῷ υίῷ post θράκην 19 αὐτῆς] om. αἰτιωμένη] αἰτιώμενοι 26 dia om. 28 ຖືມເນ] ບໍ່ມເນ 29 ທຸດຈັນ] ov 32 xai] om. δια μετανοίας] om.

360, 1 πρός] είς καταφεύγω] κατέφυγον 7 post τυγχανούσης repetit τῶν λοιπῶν τυγχανούσης τῶν 9 βασιλέων] πρατούντων 12 προχείρησιν] προχείρισιν 21 οίπ. σ. έβδόμη] έβδόμη σ. οίπ. 23 σέβεσθαι] σέυε-6θαι 26 τόμφ τη ε. σ. τὰ δόξαντα] τόμφ τὰ τη ε. σ. δόξαντα, fere ut A 31 καί addit ut A, servans ante id omissum ab illo αὖτίκα.

361, 6 είκοσαέτης γαρ ήν] om. απαντα παρά της μητρός οίκονομούμενα] την μητέρα έναυθεντούσαν ἐν ᾶπασι 8 τὸν] addit 9 μηδενὸς] μή τινος 10 μετά τινων] μετ' ἐνίων 14 αὐτῷ] αὐτοῦ 16 ἐξόρισε] ἐξώρισε, quod recepi  $\delta$ ὲ] δ' recte 17 ἰδίων] οἰκείων 18 πεπέλευπε] πατέπρινε παί] om. 25 πρό ] ύπὸ ανηγορευόμενον] αναγορευόμενον. ανηγορευμένον Wolf.

362, 3 μόνον] om. 4 δε om. 14 λέγεται] λέγονται τὰ σχεδιάσματα] τινὰ τῶν σχεδιασμάτων 22

τα addit post ήδη 29 τον] των.

363, 1 βασιλεύειν τον ανόρα της βασιλείας αυτον έπιβήσεσθαι 4 τύψας] μαστίξας 5 άρχηγετοῦντος] έξαρτοτος 14 Εὐδόκιμος] 6 εὐδόκιμος 20 6 6ούτος — πατρίπιος] om. 23 Βουπελαρίων] βουπελλαοίων, quod recepi 24 προτηθέντος] συρραγέντος 27 tha nall elra.

364, 3 διέσπειρε τούτους] διέσπειρεν αὐτους 4 δὲ αυτοῦ] δ' ξαυτοῦ, quod dedi 8 πᾶσα διοίκησις] διοίκησις 26 εἰς μάχην ποοκαλουμένου τοὺς βαοβάρους] προκαλουμένου τοὺς βαοβάρους εἰς πόλεμον 28 στρατεύμασιν ἀποδειλιάσας] ἀποδειλιάσας στρατεύμασι 30

ἔσχον πρὸς τὴν πόλιν] πρὸς τὴν πόλιν ἔσχον.

365, 14 αὐτῆ δὲ μόνη] αυτὴ δὲ μόνη 16—17 τέθνηκε δὲ τὸ τεχθὲν παιδίον — καὶ ἐθοηνήθη παρὰ τοῦ πατρός | τεθνηκότος δὲ τοῦ τεχθέντος παιδίου — ἐκεῖνος ἐθρήνει 18 οἱ δὲ] οἱ μέντοι 20 ὑπερτεθειμένης ὑπερτιθεμένης 22 τὸν βασιλέα ἐν τῷ παλατίω] τὸν βασιλέα περὶ αὐτὰ τὰ βασίλεια 23 προνοούμενοι μὴ μόνον τοῦ φωτὸς στερηθῆναι αὐτὸν] προμηθούμενοι οὐχὶ μόνον τοῦ φωτὸς στερηθῆναι αὐτὸν] προμηθούμενοι οὐχὶ μόνον τοῦ φωτὸς στερηθαία 25 ἀλλὰ] ἀλλὰ καὶ ὅτε συνέβη ἐφ' ἡμέρας ἐπτακαίδεκα μὴ λάμψαι στε καὶ ἐφ' ἡμέρας ἑπτακαίδεκα μὴ λάμψαι 26 ἀλλ' ἀλαμπεῖς ἀλαμπεῖς δ' 28 εἴτε καὶ] εἴτε 32 ἐξώρυκτο] ἑξωρώροντο.

366, 3 παρεληλυθότων] διεληλυθότων 4 καὶ αὐθις] αὖθις 10 ἐξετύφλωσαν] ἀπετύφλωσαν 17 ἐγένετο] ἐγένετο τέλεον 19 προτέρου] πρώτου 20 ἐκ
γένους] ἐπ τοῦ ἔθνους 21 τοῖς Ἡμαίοις] τοῖς ἐν τῆ
ξώμη 25—26 ἀσεβῶς προεστῶσι] ἀσεβέσι προστάταις.

367, 2 λέλεκται] εἴοηται 4 εἰς] πρὸς 10 ἄρχοντι post ἐθνῶν 12 ἀγαγεῖν] ἀναγαγεῖν 13 τούτου] τοῦτο pr. 14 ἀπετυφλώθησαν ἄπαντες] ἀπάντων
τὰ ὅμματα ἐπηρώθησαν 15 Καροῦλος] πάρουλος, quod
dedi Ὑρωμαίων — Λέοντος post ἀναγορευθεὶς 21 εἰς
τὸ] om.

368, 8 τῶν περιφανῶν οὐσι] διὰ τὴν αὐτῶν περιφάνειαν 9 σὺν ἐκείνοις] οm. 10 εἰς τὸ μέγα εἰσῆλθον ἀνάκτορα 13 πεποίηντο ἀναγόρευσιν] εὐσημίαν ἐδημοσίευον 15 ἐπιφανείσης] ἐπιφανούσης 18 δ δὴ καὶ γέγονε] οm. 20 οὕτω τῆς αὐταρχίας Νικηφόρος δραξάμενος] οὕτω δὲ τῆς αὐταρχίας

δραξάμενος ὁ Νικηφόρος.

369, 6 φιλοχοηματώτατος λίαν] πομιδή φιλοχοηματώτατος 16 είτε θέλοντα είτε αποντα] είτε αποντα είτε
θέλοντα λέγεται] λέγονται 20 ὅπου] ἔνθα 24
τὸν δὲ τῆς Εἰρήνης υίὸν τὸν Κ. προσελάβετο] προσέλαβε

δὲ τὸν κ. τὸν τῆς εἰρήνης υίον 27 περιφποδομημένου (rulgo)] περιφποδομημένα 30 τὴν Λέσβον] λέσβον 31 ἐπιστήσας αὐτῆ] αὐτῆ ἐγκατέστησεν.

370, 3 μήτε σύνεσιν post είδος 12 τοιούτου] τούτου 14 βούλημα] βούλευμα 18 τῆς ἐκκλησίας post γενέσθαι 20 πλείστου] πλείστου 28 τὰ πολλὰ παραλικὰν] παραλικὰν τὰ πολλὰ.

371, 3 ἐπαύξειν σφᾶς τὰ δημόσια] ἐπαύξεσθαι πας' αὐτῶν τὰ δημόσια τέλη 4 χαρτιατικοῦ] χαρτιακοῦ 8 γηροκομείων] γηρωκομείων 12 τῶν νηῶν] νηῶν 13 ἀναγκάζεσθαι] addit 18 καταβάλλη] καταβάλοι 20 ἔμαθον] ἔμαθε προϊσταμένων] om.

372, 18 είλον τε] είλον δὲ et εὐχαϊτων pro Εὐχαϊτῶν 30 Κρόμου] κρούμου 31 τοῦ] om. 32 αὐλὴν]

αρχήν.

373, 11 ἔπεισι] ἔπεισε perspicue 17 παρὰ τῶν οἰκείων] παροικείων 19 ἢ τῶν μὲν — Ῥωμαίων] ἢ 24 ἀξιώμασι] ἀξίαις 26 ξύμπασα] καὶ ξύμπασα 30 γοῦν] δ' οὖν.

374, 2 ἐφ' τψους] αὐτὴν 11 ἐβασίλευε δὲ κάκιστος ἔτη ἐννέα] οm. 13 rubro col. superscr. + αὐταρχία σταυρακίου τοῦ υἰοῦ νικηφόρου 16 αὐτὸς] οm. ἀνερρήθη αὐτ.] invertit 18 εἰσελήλυθεν] διασώζεται ex v. 15 26 μοναχικὴν ἑαυτῷ] ἐαυτῷ μονάζοντος, ordine eodem quo A · 28 ὁ δὲ Μιχαὴλ] rubro col. superscr. + βασιλεία μιχαὴλ τοῦ ἑαγγαβέ + καὶ ὁ μιχαὴλ 32 μηδ²] μηδὲ.

375, 2 εὐσεβής τε] εὐσεβής δὲ καὶ τὴν γνώμην] τὴν γνώμην τε 4 πρὸς] πρὸ: nam πρὸ scriptum, non

ο , quod est προς 10 αὐτῆ] ξαυτῆ 11 μετεποίησε] μετεποιήσατο 13 αὐτ. μόνους μόνους αὐτ.

1. Βραπᾶ] βραπά 17 μεταγόντων δὲ] καὶ μεταγαγόντικ ταὐτην δῆθεν] δῆθεν ταὐτην 18 ἐλληνικότει [

1. ἐλληνικώτερον, quod dedi 20 ἡγεμονεύσαντας]

1. υμενεύσαντας 23 ἐλλογιμ.] λογιμ.

376, 11 έξ αὐτῶν εἰς πλῆθος] εἰς πλῆθος έξ αὐτῶν Ατραμνττηνοῦ] uno τ, ut supra, quod recipiendum. Ta-

cet Haasius de A 17 τῶν χριστωνύμων] χριστιανῶν 28

αὐτοῦ ] ἐκείνου 32 καὶ τῶν ἀρχ. τινάς] om.

377, 3 'Ρωμαίοις] δωμαίους perspicue 5 ธันชื่อขับลเ ธินชื่ออิทุบลเ 6 หอะเธธอบ ะโ-4 τοῖς] addit ναι παθείν πρίνοντες μετρίους] πρείσσον πρίνοντες είναι 10 προς addit μετρίους παθείν 11 κεκώλυνται πεκώλυντο, quod praetuli, etsi perfecto saepius prò aoristo utitur Zonaras 14 ύπερέχουσι εν ύπεροχαίς όποι οπη αγόμενος] επόμενος, quod recepi: sic p. 388, 25 16 δε μέντοι 17 είδη ήδη ων και εν ων εν 18 οί Βούλγαροι μέντοι] οί δέ γε βούλγαροι

ταύτη εὑρήκασι] εὑρήκασ ἐν αὐτῆ 28 και της αυγούςης post κιδόκτου, ut pro Κηδίκτου habet cum A 30 Αυγουστα] αυγούστα, quod hic quoque recipiendum 31 στρατηγικόν στρατιωτικόν 32 κατά anguste insertum.

378, 5 althou the https yeyev. A. tou is A. l. tou έξ α. αίτίου τῆς ήττης γεγεν. 22 αὐτοῦ αὐτῶ αλκιζομένου] ἀκιζομένου, fere ut A.

379, 2 τον Δ. την αναρρησιν] την αναρρησιν τον λ. 5 της βασιλείας του πράτους 15 rubro col. superscr. + βασιλεία λέοντος τοῦ ἀρμενίου + '16 δύο om. ut A, for-

tasse β' βασ. volentes. Sed est in Mon. βσί, ut pro litteris tribus primis librarius aliud quid antea scripserit, etsi id 17 είσελθών] παρελθών non fuit δύο δον] pro hoc ακρον ante πεπάτηκε 27 δ ανωθεν γαρ δηθείς Βαρδάνης] ο γαρ ανωθι δηθείς βαρδάνης.

380, 2 στερηθήση] στερηθείση 4 δ post καὶ addit 20 τότε] om. 24 σπονδών είρήνης 25 τη νίκη τή ἔναγχος όγκωθεὶς] πεφυσημένος τῆ νίκη τῆ ἔναγχος.

381, 1 έστηκώς δοτώς παραθ, παρακλ. παρακλ. παραθ. 5 πανικώ om. 11 τροπαιφόρος τροπαιοφόρος 21 noroinla, ut W. et Duc. ] naroinla.

382, 7 βασιλέα super λέοντα ead. m.

383, 5 ταίς ται ταίς sic, omisso mox λαβή, et έν γάρ το perspicue pro έν γαο τῷ 8 Ποοιπόννησον] alterum ν supra versum ead. m. 10 οὐ γὰρ — 12 αὐτὸν] αὐτὸν καὶ προέπεμπε et nihil praeterea 24 γυναικωνίτιν] γυναικωνίτην, servans τὴν.

384, 6 είδεαν] ίδεαν 25 πεπαροησιασμένως pro -ς 27 στηλογραφίας] είκονας 28 αὐτὸς] αὐτός τε

31 οῦτως] ούτος τῆς] τὴν.

385, 1 πανταχόθεν] πάντοθεν 4 τον] om. ἐποίγε] ἐποίσε sic 15 τέως δ' οῦν περί] περί δὲ 17 οὖν]

γοῦν 27 ἀνδράσιν] om.

386, 11 έφηδόμενος post αὐτοῦ 15 λέγουσα] ὀνομάζουσα 16 ἡμέραν ante τοῦ φρ. 20 γε] addit 22 θαυμάσαι] θαυμάσεται 23 προεῖπεν] προεῖπε bene 24 προέγνωσε] προέγνωπε 26 λέγεται γοῦν 30 βιβλιοθήκη] addit

32 μορφαί] μορφαί έξειπονισμάτων.

387, 1 έχρωμάτιστο] ἐνεικόνιστο 2 ω] ἐν δὲ χ] 1 3 ὅπισθεν] ἐξόπισθεν χ] χ1, et τοῦ <math>χ1 διελαύνων bis ponit 5 Σιβύλλεια] σιβύλλια χρησμωδήματα] χρησμοδοτήματα 7 κατὰ] κατὰ μὲν 9 μέλλειν] addit 10 1 1 1 τω̄] καὶ τω̄ 14 μὴν καὶ] μὴν 17 ἀνδράσι] νεανίαις 18 δάπεδον] διάπεδον 23 θεὸν καὶ νἱὸν 18 ἐξεκεκώφει] ἐξεκεκώφει, ut A, quo de miro codicum vitio pro ἐξεκεκώφητο dixi ad Stephanum v. ἐκκωφέω 28 ὧπτο -πτινὶ] ὧπτο δέ τινι καθ' ὕπνους καὶ δ θ, π. τ.

388, 1 ἄλλ' ἄττα] ἄλλάττα 4 κατεῖχε] κατέσχε 12 ὑπνώττοντα ὕπνον] invertit 13 ἔοικεν] ἐπεοικώς ἦν ¾1 καὶ ὁ Μιχαὴλ τῷ Παπία φησίν] φησίν οὖν τῷ παπία ὁ

μιαηλ  $25 \ \epsilon \xi \tilde{\eta} \tilde{\varsigma} - \beta o \tilde{\upsilon} \tilde{\iota} \tilde{\eta} \tilde{\jmath} \ \tilde{\xi} \xi \epsilon \iota \tilde{\varsigma} - \beta o \tilde{\upsilon} \tilde{\iota} \epsilon \iota$ .

------

389, 1 τῶν Παπίου] τῶν τοῦ παπίου 3 μεταμφισσαμένους] οπ. 4 βαστ. κεκο.] κεκο. βαστ. 5 οἱ μὲν οὖν κατὰ τὰς ὑποθήκας τοῦ Μ. πεποιήκασι, καὶ τοὺς βασιλείους ἐπέσησαν (sic), ut Ducangius, quum Wolfius idem exhibeat quod ego ex A recepi] οἱ μὲν οὖν κατὰ τὰς ὑποθήκας τοῦ μιχαὴλ πεποιήκασι, καὶ τοῖς βασιλείοις ἐπέστησαν 6 οἱ β. ἦκον] ἦκον οἱ β. 10 ψάλται] ψαλτωσοὶ 11 εἰς τὸν ναὸν καὶ ὁ β.] καὶ ὁ β. εἰς τὸν ναον 12 δὲ καὶ] δὲ εἰσδυνόμενον] εἰσδυόμενον 17 τῆς γω-

νίας post μελετήσαντες, omisso τοῦ σκότους 20 αὐτοῦ δὲ] αὐτοῦ 22 καὶ supra v. ead. m. 23 ἀπηνῶς καὶ ἀσεβῶς 29 διεσκόπασαν] διεκόπησαν ἔωθεν οὖν ὁ Μιχαὴλ] his vulgo ante εἰς et seqq. positis rubro col. superscr. βασιλεία μιχαὴλ τοῦ τραυλοῦ + 31 τὴν μιαιφονίαν] ante haec addit καὶ εἰσέδυ τὸ θεῖον τέμενος 32 τὴν δὲ] τὴν.

390, 7 ὁ δὲ] ὁ δέ γε 10 προσφυγών] προσφοιτών 19 περιέγραψεν] ὁ μιχαὴλ περιέγραψεν 20 τινὰς δὲ τῶν κτήσεων αὐτῶν αὐτοῖς προσεκλήρωσεν] τινὰς δ' αὐτοῖς τῶν κτήσεων αὐτῶν προσκεκλήρωκεν 23 οὐτος] οm. 28 δέχεται] ἐδέχετο 29 διαταγὴν — ἐκτὸς] ἐτήρει διατα-

γην ἄτερ.

391, 3 πανσπερμία] πολυσπερμία 5 εκ νεότητος] om. 15 άναστήλωσιν] άναστείλωσιν 20 οἰκείαν δὲ ἔφην] οἰκείαν ἐξέφηνε ὁρθοδόξων] ὀρθῶν δογμάτων 23 τὸν] addit. Deinde omitit ἐξορία—25 Εὐθύμιον, sed post prius Εὐθύμιον pallidissimo atramento asteriscus positus supra versum, index lacunae nusquam suppletae 30 προσέταξε] προσέταττε.

392, 2 οὐν εἶναι δ.] δ. μὴ εἶναι 4 τῷ δὲ Ἰούδα] τῷ ἰούδα τε 5 ξορτάζεσθαι ἐδογμάτιζε] ἀπισχυρίζετο ἑορτάζεσθαι 8 ξυμβεβηκότα] συμβάντα τῷ Βαρδάνη προέφησεν] προηγόρευσεν 15 τυχεῖν] ἐν πράγματι τευξεσθαι, fere ut apud Agathiam Hist. p. 157, p., αὐτοκράτως ονόματί τε καὶ πράγματι ἀπεδέδεικτο 15 ὡς ἤδη μοι εἴρηται] ὡς προεγράφη 16 τάγματος post φοιδεράτων 22 αἰτῷ κομίζεσθαι παρεσκεύαζε] αὐτῆς ὡκειώσατο 28 ἤλθεν] ἡκεν ῆκων εἰς] ἐλθων ἐς 30 ἐγκρ. γ.] γ. ἐγκρ.

393, 2 δ'] om. 4 μόνων] μόνον 15 ἀπέφηνεν] ἀπέφηνε 18 ὑφ' έαυτὸν π.] π. ὑφ' έαυτὸν 29 κατά τε] κατὰ συμμίξαντος] μαχεσαμένου 31 μοναχὸν δ' ὅντα ὅὲ μοναχὸν.

394, 5 καὶ] καὶ κατὰ 15 ἐπήγαγε] ἐπήνεγκε 20 σχολάζουσαν] σχολάσουσαν 28 συρρήγνυται] συρρήγνυνται 29 θράσει] θάρσει 32 ἀλλ'] om. 395, 7 δὲ] δ', quod dedi 13 παραδεδώπασι] κατενέπρησαν, ut A, servans tamen omissa ab eo 16 έναντίως] αντιπολέμοις 17 ἐπεμειδίασεν] ἐπέβρισεν 21 ἐπὶ τοῦ Δ. post τριακ. 30 πολλούς μὲν] πολλούς 32 τόν τε] τὸν.

396, 8 επαύσατο αφίστατο.

397, 5 παράλιοι] πάραλοι. Itaque hace forma etiam vol. 1, p. 467, A, ex A recipienda, quae in utroque p. 349, 28; 407, 32, alibi est in omnibus 7 Πέρινθος] πείρινθος πάλαι] τοῖς παλαιοῖς 10 δὲ] δ΄, quod dedi 14 αὐτῶν κατεδίπασε] κατεψηφίσατο σφῶν 16 Ζαγορηνὸν] ζαγαρηνὸν cum o super α ead. m. 25 αὐτοὶ καλοῦσιν] ἐκάλουν et ἀμερμουμνῆν 28 περιελθῶν] περιιῶν 32 καραλειφθεὶς] περιλειφθεὶς perspicue, quod recipiendum.

398, 2 διὰ τοῦτο] om. 3 Ἄχαψ] ἀπόχαψ ut A hic et 7 4 ἀρχηγὸς] ἀρχισύμβουλος, correctus, ut videtur, in litteris ισ, pro quibus pr. ην vel ηγ ἤτεῖσθε] ἢτεῖσθαι 8 γενήσανται] γενήσονται 10 ἀντιγενεῖς] αὐθιγενεῖς 16 τοὺς ἔξόχους τῆς γ.] τοὺς τῆς γ. ἔξόχους 21 προσίεται] προσίετο, quod recipiendum, quum verba haec omiserit A, nullamque fidem habeat ed. Wolf. contra Mon. 22 ἔξ αὐτῶν] om. 24 ταύτην] ἐκείνην 25 ἐκ ταύτης] ἐξ αὐτῆς.

399, 7 Κασσιματᾶς] κασσυματᾶς 18 τολμησάντων] τολμησόντων 19 έχώμαζον (έχώματον Wolfius)] έκώμαζον 26 δέ τις] δὲ et 'Ωορύφας pro 'Ωορυφάς, ut infra vol. 4, p. 31, 22, 'Ορύφας Cedr. p. 511, D 29 τὴν — ἀνέποπτε] τὴν πολλὴν αὐτῶν δύμην προνομευόντων ἀνέποπτε 30 τῆ] οm. 32 κατάρχων] ἄρχων τινος] οm. 400, 1 καὶ] καὶ | καὶ inter duo versus τίθεται]

εθετο 3 κολασθησόμενον] δίκην τίσοντα 4 τῆς 'Αφρικῆς ἀμηρὰ] σατράκη τῆς ἀφρικῆς προσφυγών κροσελήλυθε] προσφυγών καί οί— ὑπισχνείτο] τὴν σιίαν ὑπισχνείτο προσφυγών αί οί δύναμιν αὐτῷ δ.

β. αὐτῷ δ. δύναμιν 10 δ' Εὐφήμιος] δὲ τύραν15 δυσεντερία] δυσουρία 18 ή] addit 25
το col. superscr.: + βασιλεία θεοφίλου + 28 διαλά] διαλάθη 29 ἄπασαν] πᾶσαν περί] εἰς 30

ροῦν πληροῦντα.

401, 6 συνιέντες συνέντες 11 ανθρωποκτόνοι] 15 ανδροφόνων σονέων 17 προτέραν avrns extremo versu ead. manu in margine eodemque modo initio sequentis μονην έν τη ead. manu; ut utraque versum excedant 26 αὐτὸ αὐτῷ 27 ἦλθεν] ἦλθε bene, et 32 παρηλθε pro -θεν 28 έρρύει] έρρύη.

402, 2 δ' pro δε, quod dedi 11 εαυτη εαυτφ 14 έπαχθείς] έπαχθής 16 βασιλικής] om. 18 ουκ Ενειμε τιμήν] τιμήν ουκ Ενεμεν. Recipiendum etiam ex Mon. είκόσι pro είκόσιν 25 τούτου] αὐτοῦ 26 διόρθου] διώρθου 31 επισποπείν] επισποτείν επενεπά-λει pro επενεγκ- 32 παρά] πρός.

403, 1 λέγει] λέγοι, quod dedi, ut 25, τίνες αν είη έπύθετο 2 δεηθείη μου] invertit 3 έσται] έστι καλόν] καλοῦ 8 γέγονε καὶ αὐθις] γέγονεν αὖθις 9 ἀπελθεῖν] om. 11 καὶ τὴν βλάβην] τὴν βλάβην τε 17 τὸν τόπον αὐτὸν] τοὕδαφος 20 δίκαιον καὶ ὑπήποον] ὑπήποον 21 τῷ — φορτίς] περὶ τὰ ἀνάπτορα τῷ έν αὐτοῖς λιμένι φορτίς 23 καταβεβαπτισμένη] βεβαπτισμένη 26 έπυνθάνετο] ἐπύθετο 32 ἄνδρας] ἐμπλέοντας.

404, 1 κατενέποησεν] κατενέποησε recte 2 με ποιησαι] ποιησαί με 6 πόθεν αν Mon. et Wolf., non πόθεν, ut A, quod ap. Duc. excidit 11 δ' αὐτη ] δε 13 αμφω καὶ ἄμφω 17 Γαστριών] γαστρίων 18 οὐν] γοῦν 19 προς αυτήν ποτε] ποτε προς αυτήν 25 παρεσκεύασε] παρεσκεύαζε 26 ταῖς προσόψεσι τοῖς προσώποις, ut p. 405, 2 29 λέγοιντο] λέγοιτο 32 άγίας] om.

405, 6 δε δ' recte 14 γλώσσης γλώττης άγνοία του ξυνευνέτου τον ξυνευνέτην λανθάνουσα 19 άνθοωπάριον] ἀνδράριον 21 ἐκεῖνο εἶπε] ἐκεῖνο ἔφησε 23 ἀνδράριον] ἀνθρώπιον 24 γοῦν] οὖν 25 Μάννα] μανα 26 ἔλεγε] λέγειν 28 πορεύεται πνέων θυμοῦ] θυμοῦ πνέων πεπόρευτο 29 κατέχεεν ἐκείνης] ἐκείνης κατέχεε 31 παρακεκομμένον] μωραίνον.

406, 5 εμάλαξε] εξέκλινε et κατεστόρευσεν 6 σπεύδων] σπεύδων οὖν 10 εκείνων] εἰκόνων 11 εἰδολ.] είδωλ. 18 πολλοίς] πλείστοις των] addit 19 πεμφθέντι] Ιωάννη 20 ἐτύγχανον] inter ε et τ tres circiter litterae desunt sive propter rasuram sive propter foramen chartae 25 τε καὶ] καὶ 26 τοὺς β. ἐκ.] ἐκ. τοὺς β. et λογιζόμενος 29 Βαγδᾶ] βαγδὰ δ' ἐστιν] δὲ ἐστιν σύγκελος] σύγκελλος, quod recepi 31 τοῦ] ἐκ.

407, 3 φιλοτιμώτατα] per 0, quod recepi 6 πολλοῖς] μεγάλοις, ut 21 8 δέ ποτε καὶ ὁμοδίαιτον] δέ ποτε 'Αμερμουμνοῦ] ἀμερμουμνη ποιουμένου] ποιουμένου καὶ ὁμοδίαιτον 12 ἐκλώπη] ἐκλάπη 15 μέλειν] μέλλειν 18 θεράπουσιν] θεράπουσι, quod dedi 20 καὶ] om. 21 πολλοῖς] μεγάλοις, ut 6 24 δ. τὰ ἐκεῖ] τα ἐκεῖ δ. 32 παράλια] πάραλα.

408, 1 καὶ ἐκ τῆς] ἔκ τε τῆς 2 ἔκ τινων] ἐκ 6 περὶ] τὰ περὶ 8 τὴν ώραν διαπρεποῦς] χαριέσσης τὸ εἰδος 13 ἐπὶ τοῦ] αὐτοῦ 27 μὲν γὰρ] γὰρ.

409, 3 Θεοφάνην] θεοφάν, omisso τε: illud vero est θεοφάνην τους όμολογητὰς post Θεόδωρον om. et post ἄμφω ponit καὶ όμολογητάς 5 τε καὶ] καὶ 6 τὰς οψεις] τὰ πρόσωπα 7 αὐτῶν κατέστιξε] κατέστιξε σφῶν ταῖς στιγμαῖς] τοῖς στίγμασι 8 ἐπέχεε] ἐνέχεε

τὰ στίγματα] αἶ τῶν προσώπων στιγμαί 22 ὁ διώπτης οὖτος] οὖτος ὁ διώκτης 25 μὲν] οm. 26 ποιήματα] μελωδήματα πρὸς τοῖς ἄλλοις δὲ] πρὸς δὲ τοῖς ἄλλοις.

410, 6 διαφυγεῖν] φυγεῖν 7 ως καὶ] ως 8 κατὰ τοῦ Καίσαρος] κατ' αὐτοῦ 17 δ] om. 25 καὶ μηδὲ] μὴ δὲ 27 ἐκλελειπότων] ἐκλελοιπότων.

411, 3 ἀμφοῖν post οὖν 4 ἄγχιστα] om. et in marg. ead. m. 7 στρατηγῶν] σατραπῶν, sed pr., ut videtur, στρατειῶν nam σα est in rasura et litterae inter α et ν 9 ἄλλων] λοιπῶν δειλανόμενος 13 βασιλεὺς] αὐτοπράτωρ 15 βαρβάρους] τῆς ἄγαρ 16 εἰς] ἐς 18 ἔτει πάλιν] αὖθις ἔτει 19 ἐπιπρατέστερος] ἐπιπρατέστερον perspicue 20 πλείους δ' ἑάλωσαν] ἑάλωσαν δὲ πλείους 21 δωρυάλωτοι (sic)] ζωοὶ 30 ἐθαύμασεν] ἐθαύμαζεν satis commode 32 μαρτυρικῶ

κατεκοσμήθη στεφάνω στεφάνω κατεκομήθη (sic) μαρ-

tvoixळ.

412, 1 ων γεγονώς 2 τη τη in rasura paullo ampliori 3 πρατῶν] Θεόφιλος 5 ἔφη] είπε 15 ὑπὸ] παρὰ 16 Ἰσμαηλιτῶν] ᾿Αγαρηνῶν 17 εἰς μέσον] μέσον 20 βούλεσθαι] βούλεσθε 22 τῆ πτοία] τῷ φόβῷ 25 αἰχμάλωτον] οια. 26 περιποιήσασθαί προστρίψασθαι 29 διεσώθη] διασέσωστο 31 δ' pro δε, quod dedi 32 κατά τοῦ ] ἐπὶ τῷ.

413, 1 διέβαλον] διέβαλλον 7 θοησπείαν] bis 14 μεταπαλέσηται] μεταπαλέσεται 15 χουσοσημάντου] χουσομάν του 16 καὶ δς ἐπανηλθε] om. 19 κομίζοντι] κομίσαντι 21 αίτῆται] αίτεῖται 26 ῖνα — γυμνάσω] λέγων ως ἄν σοι τοῦτον γυμνάσω 28 υίον] παίδα 30 τον τοῦ ἄρχοντος τοῦ ἐκὶ τον τοῦ ἄρχοντος τῶν ἐκ, unde recipiendum certe τῶν pro τὸν, quod malis etiam 24, ubi τον praebuit A pro των: nam semper 'Aγαρηvol est cum articulo et όλίγον male A pro όλίγων 31.

414, 10 ετη — δεκατρία] της έκκλησίας έκράτησεν έπ' έτη τρισκαίδεκα 13 Ίαννην] ίαννῆν 16 εκόσμησεν] έπόσμησε, quod dedi 19 νῆσον καλουμένην νῆσον 20 καλεῖται] ἐπονομάζεται 23 ἐκ — ἀποφορᾶς] οm.
26 ἐκείνου πατρὸς] invertit καὶ οί αὐτάδελφοι] καὶ οί όμολογηταὶ καὶ αὐτάδελφος 27 ὁ] addit.
415, 1 δέσμιοι] addit 5 μέτωπα σωφρόνως] πρόσ-

ωπα (ut p. 414, 27) καρτερώς 9 μόνον] μόνου 11 τὸν Γερον Μεθόδιον] τὸν θεῖον τοῦτον ἄνδοα 12 ἀμφιβ.] μ s. v. ead. m. 13 αὐτῷ αὐτὸν 16 ἐξεπόρθησε] έπόρθησε 17 αὐτῆς Σ. τῆς σ. αὐτῆς ἡ πατρίς ετύν γανε inter duo versus ita ut η πατρίς ετύγ- versum excedat in fine eius positum, non xave in sequentis initio 25 δε και] δε 26 μη και] μη εαυτον] αὐτον γοῦν οὖν 31 εὐμενέστατα ασμενέστατα.

416, 3 διηρέθησαν και διεσπάρησαν διηρέθησάν τε και διεσπάρησαν και έκαστω ξκάστω 4 χιλιάδες δύο] δύο γιλιάδων ἀπενεμήθησαν απονεμήθεισον 8 μη μηδε 14 Κράτερος γρατερός recte, ut p. 411, 31 19 υίῷ] om. Περσῶν] τῶν περσῶν

23 συνήει] συνίει τούτων] τούτου 26 μεν ἀπήει] initio versus extrita 27 δ' pro δε, quod dedi 28 επικεχειρήκει] επικεχείρηκε 32 επανέστησαν απανέστησαν.

417, 7 στρατηγούντων] στραταρχούντων 11 Δορυλαίφ] δορυλέω 12 βασιλέα] ἀρχηγον 13 τοὺς ἐπιφανείς των άλόντων] των άλόντων τούς έπιφανείς 15 τέταρσιν] τέσσαρσιν 17 δαπάνης] addit 20 καθίκετο της του Θ. ψυχης] του Θ. καθίκετο 26 δέ] ούν έαντῷ] om. 31 περ] addit 32 ὁ Θεόφοβος β.] β. ὁ θεόφοβος.

418, 1 αὐτον] om. 5 ώς οὖν extrita in fine versus ultimi paginae 6 έξέλιπεν] έξελίμπανεν 11 οί] αὐτῷ 12 λόγος] λέγεται 14 οὔτ'] οὔτε 20 ἐκδιωχθῆναι]

દેદદોα છે જે પ્યા.

Vol. 4, p. 1, 1 rubro superscr. βασιλεία μιχαήλ τοῦ υίου θεοφίλου και θεοδώρας της αύτου μητρός 3 ώ δς 18 τοῦτο] ταύτην 19 σώματος] τοῦ σώματος ησθένει] ὑπέληγε 22 ὑγιειαν] ὑγειαν.

2, 4 γενέσθαι προσέταξε] προσέταξε προβήσεσθαι 13 φασί καί φασί τοῦ τε] τοῦ 15 προσενεγκείν δέησιν τῷ θεῷ ποιήσασθαι δέησιν πρὸς θεὸν 18 αἴτησιν] δέησιν 19 άλλ'] άλλὰ 23 τὸν Θεὸν] Θεὸν 26 άγνοήματα | άμαρτήματα πατριάρχης ] om. Ίάννης] ἰαννῆς 31 ζῆλον θεῖον ζηλώσασα] ζῆλον ζηλώσασα ἔνθεον 32 προσέταξεν] κεκέλευκεν.

3, 6 οὐκ ἡνείχοντο ἡρεμεῖν] ἡρεμεῖν οὐκ ἡνείχοντο 7 δε ] om. 11 αὐτῆ ] αὐτῷ 13 λέγων ] λέγον 18 μέν, αίρει δ' ἐπ' ὄψει πάντων τὸ πράσπεδον τῆς περιβολης παὶ ταῖς χερσίν ἐπ' ὄψει πάντων αἴρει τὸ πράσπεδον τῆς οἰκείας περιβολῆς 21 ἀπό τινος συμβάματος] om. 23 θεόφροσι ορθόφροσι 25 δ οί, servans μαρασμός 26 συμβέβηπεν addit 31 έξεπαίετο] έξεπάετο 32 της τή bene, quod dedi.

4, 6 έδόπει] έφπει 8 γοῦν] οὖν 12 ὤρμηται] πεπίνητο, ut ὤρμητο 14 ἐκβιασθείη αν] αν ἐκβιασθείη 21 ταῦτα] τὰ 25 τῶν post τῆς] addit 29

υπόγυιον] υπόγυον bene, quod dedi.

5, 1 οι συμφέρον εκρίθη μαλλον εκρινεν εαυτώ συμ-

φας] ὁ ὦρύφας 29 Πελοπόνησον] πελοπόννησον 32 Κεγχρέων] πεγχρεῶν.

32, 14 Νάρσαν] νάσαρ 17 λειποτάπται] ει in ras.

25 Πελοπόνησον] alterum v s. v.

33, 2 βασιλεύς] βασίλειος 26 ούτος ὁ βασιλεύς] ὁ

βασιλεύς βασίλειος.

34, 6 βασιλεῦσι pro βασιλεῦσιν, quod recepi 18 προσελαβε] προσελάβετο 21 γενέσθαι πέπεικε v. 20 post άδελφὸν 26 τοῦ Βασιλείου] om. 32 πολλοί ναοί] ναοί πολλοί.

35, 1 δυτικήν] πρὸς δύσιν 5 δόσεσι] παροχαῖς 6 χρ. γενέσθαι πέπεικε] πέπεικε γενέσθαι χρ. 'Ρῶς] ρῶς 13 γενέσθαι] οπ. 19 παρά σου] παρὰ σοῦ, quod recepi πονήσαι τοῦτο] τῷ λόγφ αὐτοῦ 27 ταύτη συμβέβηκεν] ώδέ πη ἔσχον 28 δ' pro δὲ, quod dedi.

36, 5 τῶν Εὐχαῖτων] εὐχαῖτων 15 ὁ δεύτερος — υίῶν] ὁ τοῦ βασιλέως υίὸς 16 συζευχθείς] συζυγείς 23 συνιππεύοντα καὶ συνθηρῶντα] συνθηρῶντα καὶ συνιπ-

πεύοντα 32 σου ] om.

37, 3 καὶ ἐγχ.] τὸ ἐγχ. 4 ὁ] ὁ αὐτοῦ 18 τὸ] om. ζῶον] om. 19 ψιττακός σιττακός 22 Λέων Λέων ] λέον λέον, quod recepi οὖν] γοῦν 26 τοῦτο τὸ ζῶον] τὸ ζῷον τοῦτο 31 καὶ λῦσον—νίξος ὀργήν in summa pagina suppleta ead. m.

38, 2 νίέος pro νίέως, quod recepi 4 το μέγεθος] τον όγκον 10 έφερετο] έκρεματο 12 φ καί] φ 19 πληγείς το σωμα] πληγείς 25 αντοκράτως et seqq. His rubro col. superscriptum + βασιλεία λέοντος του φιλο-

σόφου + 31 Στέφανον πρ.] πρ. στέφανον.

39, 2 γὰρ ἐκεῖ ] ἐκεῖ γὰρ 6 βασιλείου] βασιλεῖ πρεπούσης 9 ἐπὶ] ἐν 11 Θεοφανοῦς post γαμετῆς 12 μάγιστρον infra versum (paginae ultimum) supplet ead. m. 14 βασιλεοπ.] βασιλεωπ. 15 ναοῦ] ναοῦ τοῦ 21 πέμψας] στείλας 24 ὁ δὲ Λ. ἀσοὺξ.] δοὺξ δὲ λ. Αγίων] ἀγίων 27 τὸν] τῶν 29 τῶν δυτικῶν ταγμάτων] τῶν ταγμάτων τῶν δυτικῶν.

40, 3 τοῖς τ. ἐφεστῶτες] ἐφεστηκότες τοῖς τ. 4 αὐ-

τῶν ἄρχοντι] ἄρχοντι αὐτῶν 19 κοιαίστορα] per ω etiam Μου. ὁ αὐτοκράτωρ] οm. 20 πρεσβεύοντα] πρεσβεύσντα, quod recepi 22 καὶ δεσμεῖ] καὶ ποιεῖται ὑπὸ ἀεμοὰς 30 [κέτευε] ἐπρέσβευε 31 καὶ πιστεύσας] ποτεύσας οὖν.

41, 1 αὐτὸς] αὐτὸς δὲ 2 ἐπῆλθεν] ἐπῆλθε, quod dedi 18 παλλακήν] παλακήν 21 μηνύεται] ἐγνώσθη 22 ἐμελέτα ὁπήπτης] ὁ πήμτης ἐμελέτα 23 ὑπάρηων] τυγγάνων 25 ῥηθησόμενον] λεγθησόμενον.

42, 13 αὐτἢ αὐτὴν τοῦ, ut A, cui congruit quod pro μετέδωπεν habet ἡξίωσεν 22 σύνευνον] τὴν σύνευνον ut A 26 ἀνήγειρειν post ἐπείνης 27 αὐτῆς] ἐπείνης κατέθετο] ἀπέθετο.

43, 4 γενομένης] γινομένης, quod dedi 6 καὶ δ βασιλεὺς οὖτος] καὶ οὖτος δ βασιλεὺς 9 μετὰ] ἐπὶ 11 προσαρράξαν] προσαρράξαν 12 τὸ σφοδρότατον] τὴν σφοδρότητα 13 τέως] τὸ satis commode 15 δ'] δὲ 26 γοῦν] οὖν.

44, 2 τούτω] τοῦτο 6 πρώην] πρώτην 13 δ βασιλευς δὲ] ὁ δὲ βασιλευς 15 δὲ] δὲ γε 16 οἰκώσεως] οἰκειώσεως 28 κατ' αὐτὸν] κατὰ ταὐτὸν 29

άχρι καὶ τεσσάρων] άχρι τεττάρων.

45, 1 προβαλλόμενος] προβαλόμενος 19 ὁ δὲ] καὶ ὁ 21 πτοούμενος] ποιούμενος ἐγχαράσσει] ἐγχαράττει 22 καὶ ἀμνηστία — ἐπρυτανεύετο] ἐπρυτανεύετο καὶ τῶν πραγθέντων ἀμνηστέα 24 καὶ πολλῶν δόσις ἐπήγγελτο ταθῶν] καὶ πολλῶν ἀγαθῶν ἐπηγγέλλετο παροχή 32 κεριώσης] σώση.

46, 1 ἐγχείρισον] ἐγχείρησον 6 στέργοντες] στέγοντες 7 ὁ δὲ Κωνσταντῖνος] ὁ κωνσταντῖνος δὲ 8
ἐκφιγόντες] ἀποδράντες 11 τε] οπ. 15 ἄρξαι] ἄρξ΄΄,
quod nescio ἄρξαι sit an ἄρξειν 17 σοι] οπ. 21 χωρὶς εἰσ.] εἰσ. χωρίς 29 τὴν οἰπείαν] οπ. 32 δ΄] οπ.

47, 1 του υίου αὐτοῦ ὁ βασιλεὺς] λέων ὁ αὐτοκράτωρ του οἰπεῖου υίου ἀνηγόρευσεν αὐτοὺ] ἀνηγόρευσε 9 οὐν] τρίνυν 25 πάθος σημαίνει] οm. ἡ τοῦ] τοῦ 26 ἐκφεύξει] ἐκφεύξη 29 μετά σε] μετὰ σὲ, quod dedi.

48, 16 πρὸς] εἰς. Tum αὐτὴν sic: τὴν, ut prius fuerit τὴν, superscripto paullo minoribus litteris αὐ 18 κατέλιπεν] καταλέλοιπεν 23 τοὺς] om. 25 ᾿Αλέξανδρος et seqq. rubro col. superscriptum + βασιλεία ἀλεξάνδρου τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ λέοντος + 31 εἶτα καὶ] εἶτα.

49, 1 ἀλλὰ] ἀλλὰ καὶ Θήραις καὶ κώμοις vulg.] Θήραις μέθαις τε καὶ κώμοις 3 ἀνθρώποις] οπ. 5 ἀπορρήτων 7 ἀδελφύπαιδα] ἀδελφιδοῦν τάχ'] τάχα 15 τῷ ἐν τῷ] ἐν τῷ 21 καὶ] bis in fine et initio versus 25 τοῦ] addit ἐρωτῶντος] οπ. 27 πεμφθέντας] πρέσβεις, quod praestare videatur ob praecedens v. 26 πεμφθέντων 30 διόλου] δι' ὅλου, sed iunctim p. 53, 8.

50, 5 ανεψιῷ] ἀδελφόπαιδι 8 ξαίπτορα] ξαίπτωρα, quod recepi, ut infra ex A 12 rubro col. superscr.: βασιλείου (sic, litteris ou distincte scriptis, perspicue) Κωνσταντίνου τοῦ υίοῦ τοῦ λέοντος ενα ἐνιαυτὸν] ἐνιαυτὸν Ενα 16 αὐτῷ τῆς ἡλ. ετος] ἔτος αὐτῷ τῆς ἡλ. 17 δούκα] δουκὸς 20 ἔκρυπτεν] ἔκρυπ οmisso τε 21 ἐκκαλύ-

πτων ] άναχωννύς 31 καί ] δὲ καί.

51, 10 έταιριῶν] έταιρειῶν 14 Γρηγορᾶς] ὁ γρηγορᾶς δούκα] δουκὸς 21 εὐθὺς] οπ. 23 πύλης post δυτικής 25 ὁ δούκας Κ. τῆς βασιλείας] τῆς βασιλείας ὁ δοὺξ κ. 32 δούκα] δουκός.

52, 2 Κωνσταντίνου] ἀποστάτου 9 ἀνεσκολόπισαν] ἀνεσκολόπησαν 13 ταῦτα] τοιαῦτα ὑμεῖς] om.
15 οὐ συναινεῖ] συναινεῖν οὐ πιστεύεται 18 ἀπεστάλκασι τούτους] ἀφῆκαν αὐτοὺς ἀπελθεῖν 19 δὲ] μέντοι
21 δὲ] om. 22 τὰ δ΄] τάδ΄ recte 26 κρατῆσαι]
κρατήσ ὶ. e. κρατήσας, deinde accentus super ῆ emendatus et αι factum ex compendio syllabae ας 29 διενενόητο]
διανενόητο 31 εἰλιγγιάσας] ἰλιγγιάσας.

53, 3 καὶ ὁ Σ. παρεγένετο] δὴ παρεγένετο καὶ ὁ σ.
4 ηὐλ. παρ' ἐκείνου] παρ' ἐκείνου ηὐλ. 14 προῦτον]
πρῶτα in fine versus et paginae 15 βασιλειῶν] βασιλείων,

quod recepi 16 δαίπτορα] δαίπτωρα.

54, 11 ἰδων] ὁρῶν ... 16 ἀπ. συμπ.] συμπ. ἀπ.

28 Πατζινάποι] πατζινάπαι 32 της] addit.
55, 7 απριβωσόμενος] απριβωσόμενον (compendio σόμl, quod est - νον ut p. 60, 12 γενόμ)) 10 τῆς μάτκ] om. 13 έπιθυμία post ύποστροφήν.

56, 4 αύτοῦ αύτῷ 21 τὸ ναυτικόν post πεμφθέντως 28 του Γ. — μάγιστρου] του μάγιστρου Ιωάννην του

γαριδάν 30 ναυαρχίαν] ναυμαχίαν.

57, 2 έξέστησαν] απήλθοσαν 6 καὶ πίστεις δούς τε] δούς τε πίστεις 16 ταῦτα δὲ ] α.

58, 4 ενα] εν', quod recepi 13 rubro col. super-

scriptum + βασιλεία δωμανοῦ τοῦ λακαπηνοῦ +.

59, 1 μέν s. v. ead. m. 3 έμβηναι παραπλεούσας] παραπλεούσας έμβηναι έξ. εἰς τὴν θ.] εἰς τὴν θ. έξ. Τοντα αν.] αν. οντα 14 'Αδριανουπόλει] πάλιν addit, ut Wolfius denuo 16 δέ] γὰο 18 μέν] μέντοι.

60, 2 δηλώσαι] δηλούν 6 δ] om. 25 χραβά-

των] χροβάτων 30 έστοιχιῶσθαι] έστοιχειῶσθαι.

61, 9 τὸ τῶν Βουλγάρων ἔθνος] τῶν βουλγάρων τὸ ίθνος 20 ξαυτοῦ post Κωνσταντίνον 26 αυτοῦ] aŭto.

62, 4 έτη τρία] τρία έτη 7 χρόνου] χρόνον τι] ούπω 12 καιρού π.] π. καιρού 13 πατριαρχι-🕬 ] ἀρχιερατικοῦ 14 ἀρχιεροσύνης] ἀρχιερωσύνης, quod dedi 22 μηδε όλως] μηδεόλως 23 περίστανται] πριστανται 31 ένεγράφει έγεγράφει 32 καί οί-

νουμενικός πατριάρχης post Ρώμης om. 63, 2 εν αὐτῷ παραιτήσεως] παραιτήσεως εν αὐτῷ 23 καὶ ήδη τοῦ ἔκπλου κατήρξαντο ] om., sed post ἐπέθεντο addit ήδη του έκπλου καταρξαμένοις 26 ώς όλίται – συμφοράς | και όλίγαι των βαρβαρικών ύπεξέφυγον θς καταναυμαγηθείσαι, αξ πρός τους οίκείους ανθυπενόετημαν, άγγελοι σφίσι τοῦ δεινοῦ καὶ τῆς συμφορᾶς 28 Paς] έως 31 δέ] om. 32 τοῦ αδελφοῦ αὐτοῦ Θ.] θ. του άδελφου αυτού.

64, 9 περί] παρά 10 ἀποδιδούς] ἀποδούς 13 μπηνάλωσεν πατηθάλωσεν 14 παρέσχε δὲ (vulgo)] περέσχε μέντοι 15 μεγάλην πόλιν] μεγαλόπολιν 22

σας] ὁ ωρύσας 29 Πελοπόνησον] πελοπόννησον 32 Κεγχρέων ] κεγχρεών.

32. 14 Νάρσαν νάσαρ 17 λειποτάπται ει in ras.

25 Πελοπόνησον alterum v s. v.

33, 2 βασιλεύς] βασίλειος 26 ούτος ὁ βασιλεύς] ὁ

βασιλεύς βασίλειος. 34, 6 βασιλεῦσι pro βασιλεῦσιν, quod recepi

προσέλαβε προσελάβετο 21 γενέσθαι πέπεικε v. 20 post αδελφον 26 του Βασιλείου] om. 32 πολλοί ναοί] vaoi moddol.

35, 1 δυτικήν] πρός δύσιν 5 δόσεσι] παροχαίς 6 χο. γενέσθαι πέπεικε] πέπεικε γενέσθαι χο. [Pos] ρως 13 γενέσθαι] om. 19 παρά σου] παρά σου, quod recepi πονήσαι τοῦτο] τῷ λόγφ αὐτοῦ 27 ταύτη συμβέβηκεν] ωδέ πη έσχον 28 δ' pro δέ, quod dedi.

36, 5 τῶν Εὐχαϊτων] εὐχαϊτων 15 ὁ δεύτερος υίων] ὁ τοῦ βασιλέως υίος 16 συζευχθείς συζυγείς 23 συνιππεύοντα καί συνθηρώντα | συνθηρώντα καί συνιπ-

πεύοντα 32 σου ] om.

37, 3 καὶ έγχ.] τὸ έγχ. 4 ό] ὁ αὐτοῦ 18 τὸ] om. ζῷον] om. 19 ψιττακός ] σιττακός 22 Λέων Λέων] λέον λέον, quod recepi οὖν γοῦν 26 τοῦτο τὸ ζῷον ] το ζώον τουτο 31 και λύσον — υίξος οργήν in summa pagina suppleta ead. m.

38, 2 νίέος pro νίέως, quod recepi 4 το μέγεθος] τον ογκον 10 έφέρετο] έκρέματο 12 ώ καί] ώ 19 πληγείς τὸ σῶμα πληγείς 25 αὐτοκράτως et seqq. His rubro col. superscriptum + βασιλεία λέοντος του φιλο-

σόφου + 31 Στέφανον πρ. ] πρ. στέφανον.

39, 2 γαρ έκει ζάρ 6 βασιλείου βασιλεί πρεπούσης 9 έπί] έν 11 Θεοφανούς post γαμετής 12 μάγιστρον infra versum (paginae ultimum) supplet ead. m. 14 βασιλεοπ.] βασιλεωπ. 15 ναοῦ τοῦ πέμψας ] στείλας 24 ὁ δὲ Δ. δοὺξ. ] δοὺξ δὲ λ. Αγίων] άγίων 27 του των 29 των δυτικών ταγμάτων των ταγμάτων τῶν δυτικῶν.

40, 3 τοῖς τ. ἐφεστῶτες] ἐφεστηχότες τοῖς τ. 4 αὐ-

τῶν ἄρχοντι] ἄρχοντι αὐτῶν 19 ποιαίστορα] per ω etiam Mon. ὁ αὐτοκράτωρ] om. 20 πρεσβεύοντα] πρεσβεύσοντα, quod recepi 22 καὶ δεσμεῖ] καὶ ποιείται ὑπὸ δεσμοῖς 30 [κέτευε] ἐπρέσβευε 31 καὶ πιστεύσας] ποτεύσας οὖν.

41, 1 αὐτὸς] αὐτὸς δὲ 2 ἐπῆλθεν] ἐπῆλθε, quod dedi 18 παλλακήν] παλακήν 21 μηνύεται] ἐγνώσθη 22 ἐμελέτα ὁπήπτης] ὁ πήπτης ἐμελέτα 23 ὑπάρηων] τυγχάνων 25 ἔηθησόμενον] λεχθησόμενον.

42, 13 αὐτη αὐτην τοῦ, ut A, cui congruit quod pro μετέδωκεν habet ήξιωτεν 22 σύνευνον την σύνευνον ut A 26 ἀνήγειρειν post ἐκείνης 27 αὐτης ἐκείνης κατέθετο] ἀπέθετο.

43, 4 γενομένης] γινομένης, quod dedi 6 καὶ ὁ βασιλεὺς οὖτος] καὶ οὖτος ὁ βασιλεὺς 9 μετὰ] ἐπὶ 11 προσαρράξαν] προσαρράξαν 12 τὸ σφοδρότατον] τὴν σφοδρότητα 13 τέως] τὸ salis commode 15 δ'] δὲ 26 γοῦν] οὖν.

44, 2 τούτω] τοῦτο 6 ποωήν] πρώτην 13 δ βασιλευς δὲ] ὁ δὲ βασιλευς 15 δὲ] δέ γε 16 οἰκώσεως] οἰκειώσεως 28 κατ' αὐτὸν] κατὰ ταὐτὸν 29

άζοι και τεσσάρων] άχοι τεττάρων.

45, 1 προβαλλόμενος] προβαλόμενος 19 ὁ δὲ] καὶ ὁ 21 πτοούμενος] ποιούμενος ἐγχαράσσει] ἐγχαράττει 22 καὶ ἀμνηστία — ἐπρυτανεύετο] ἐπρυτανεύετο καὶ τῶν πραχθέντων ἀμνηστέα 24 καὶ πολλῶν δόσις ἐπήγγελτο αγαθῶν] καὶ πολλῶν ἀγαθῶν ἐπηγγέλλετο παροχή 32 περισώσης] σώση.

46, 1 έγχείοισον] έγχείοησον 6 στέργοντες] στέγοντες 7 ὁ δὲ Κωνσταντῖνος] ὁ κωνσταντῖνος δὲ 8 ἐκριγόντες] ἀποδράντες 11 τε] οπ. 15 ἄρξαι] ἄρξ΄΄, quod nescio ἄρξαι sit an ἄρξειν 17 σοι] οπ. 21 χωρὶς εἰσ.] εἰσ. χωρίς 29 τὴν οἰπείαν] οπ. 32 δ΄] οπ.

47, 1 τὸν υίὸν αὐτοῦ ὁ βασιλεὺς] λέων ὁ αὐτοκράτως
τὸν οἰκεῖον υίὸν ἀνηγόρευσεν αὐτὸν] ἀνηγόρευσε 9
οὖν] τρίνυν 25 πάθος σημαίνει] οm. ἡ τοῦ] τοῦ
26 ἐκφεύξει] ἐκφεύξη 29 μετά σε] μετὰ σὲ, quod dedi.

48, 16 πρὸς] εἰς. Tum αὐτὴν sic: τὴν, ut prius fuerit τὴν, superscripto paullo minoribus litteris αὐ 18 κατέλιπεν] καταλέλοιπεν 23 τοὺς] om. 25 ᾿Αλέξανδρος et seqq. rubro col. superscriptum + βασιλεία ἀλεξάνδρου τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ λέοντος + 31 εἶτα καὶ] εἶτα.

49, 1 ἀλλὰ] ἀλλὰ καὶ Θήραις καὶ κώμοις vulg.] Θήραις μέθαις τε καὶ κώμοις 3 ἀνθρώποις] οπ. 5 ἀπορρήτων 7 ἀδελφύπαιδα] ἀδελφιδοῦν τάχ'] τάχα 15 τῷ ἐν τῷ] ἐν τῷ 21 καὶ] bis in fine et initio versus 25 τοῦ] addit ἐρωτῶντος] οπ. 27 πεμφθέντας] πρέσβεις, quod praestare videatur ob praecedens v. 26 πεμφθέντων 30 διόλου] δι' ὅλου, sed iunctim p. 53, 8.

50, 5 ἀνεψιῷ] ἀδελφόπαιδι 8 ξαίκτορα] ξαίκτωρα, quod recepi, ut infra ex A 12 rubro col. superscr.: βασιλείου (sic, litteris ou distincte scriptis, perspicue) Κωνσταντίνου τοῦ υίοῦ τοῦ λέοντος ενα ἐνιαυτὸν] ἐνιαυτὸν Ενα 16 αὐτῷ τῆς ἡλ. ἔτος] ἔτος αὐτῷ τῆς ἡλ. 17 δούκα] δουκὸς 20 ἔκρυπτεν] ἔκρυπ omisso τε 21 ἐκκαλύπτων] ἀναχωννὸς 31 καὶ] δὲ καὶ.

- 51, 10 εταιριών] εταιρειών 14 Γρηγοράς] ὁ γρηγοράς δούκα] δουκὸς 21 εὐθὺς] οπ. 23 πύλης post δυτικής 25 ὁ δούκας Κ. τής βασιλείας] τῆς βασιλείας ὁ δοὺξ κ. 32 δούκα] δουκός.
- 52, 2 Κωνσταντίνου] ἀποστάτου 9 ἀνεσκολόπισαν] ἀνεσκολόπησαν 13 ταῦτα] τοιαῦτα ὑμεῖς] οm.
  15 οὐ συναινεῖ] συναινεῖν οὑ πιστεύεται 18 ἀπεστάλκασι τούτους] ἀφῆκαν αὐτοὺς ἀπελθεῖν 19 δὲ] μέντοι
  21 δὲ] οm. 22 τὰ δ'] τάδ' recte 26 κρατῆσαι] κρατήσ i. e. κρατήσας, deinde accentus super ῆ emendatus et αι factum ex compendio syllabae ας 29 διενενόητο] διανενόητο 31 ελλιγγιάσας] ἰλιγγιάσας.
- 53, 3 καὶ ὁ Σ. παρεγένετο] δη παρεγένετο καὶ ὁ σ.
  4 ηὐλ. παρ' ἐκείνου] παρ' ἐκείνου ηὐλ.
  14 πρῶτου] πρῶτα in fine versus et paginae
  15 βασιλειῶν] βασιλείων, quod recepi
  16 ξαίκτορα] ξαίκτωρα.

54, 11 ἰδων] ὁρῶν . 16 ἀπ. συμπ.] συμπ. ἀπ.

28 Πατζινάποι] πατζινάπαι 32 της] addit. 55, 7 απριβωσόμενος] απριβωσόμενον (compendio σόμl, quod est - νον ut p. 60, 12 γενόμι) 10 τῆς μά-13 έπιθυμία post ύποστροφήν. ms om.

56, 4 αὐτοῦ] αὐτῷ 21 τὸ ναυτικὸν post πεμφθέντας 28 του Γ. — μάγιστρου] του μάγιστρου Ιωάννην του γαριδάν 30 ναυαρχίαν ναυμαχίαν.

57, 2 εξέστησαν απήλθοσαν 6 και πίστεις δούς τε

δούς τε πίστεις 16 ταῦτα δὲ ] α.

58, 4 ενα] εν', quod recepi 13 rubro col. super-

scriptum + βασιλεία δωμανοῦ τοῦ λακαπηνοῦ +.

59, 1 μεν s. v. ead. m. 3 εμβηναι παραπλεούσας] παραπλεούσας έμβηναι έξ. είς την θ.] είς την θ. έξ. 7 όντα αν.] αν. όντα 14 'Αδριανουπόλει] πάλιν addit, ut Wolfius denuo 16 δέ] γάρ 18 μέν] μέντοι.

60, 2 δηλώσαι] δηλοῦν 6 δ] om. 25 γραβά-

των] χροβάτων 30 έστοιχιῶσθαι] έστοιχειῶσθαι.

61, 9 τὸ τῶν Βουλγάρων ἔθνος] τῶν βουλγάρων τὸ έθνος 20 ξαυτοῦ post Κωνσταντίνον 26 αυτοῦ] αύτω.

62, 4 έτη τρία] τρία έτη 7 χρόνου] χρόνον តែ] οὖπω 12 καιροῦ π.] π. καιροῦ 13 πατριαρχι-\*\*\* τοῦ] ἀρχιερατικοῦ 14 ἀρχιεροσύνης] ἀρχιερωσύνης, quod dedi 22 μηθε όλως] μηθεόλως 23 περίστανται] πρίστανται 31 ένεγράφει] έγεγράφει 32 καὶ ol-

κουμενικός πατριάρχης post Ρώμης om.

63, 2 εν αὐτῷ παραιτήσεως] παραιτήσεως εν αὐτῷ 23 καὶ ήδη τοῦ ἔκπλου κατήρξαντο] om., sed post ἐπέθεντο addit ήδη του εκπλου καταρξαμένοις 26 ώς όλί-7αι - συμφοράς] καὶ ὀλίγαι τῶν βαρβαρικῶν ὑπεξέφυγον θε καταναυμαχηθείσαι, αξ πρός τους οίκείους ανθυπενόστησαν, άγγελοι σφίσι του δεινού και της συμφοράς 28 [Pas] δως 31 δε] om. 32 τοῦ αδελφοῦ αὐτοῦ Θ.] θ. του άδελφου αύτου.

64, 9 περί] παρά 10 ἀποδιδούς] ἀποδούς κατηνάλωσεν πατηθάλωσεν 14 παρέσχε δε (vulgo)] παρέσχε μέντοι 15 μεγάλην πόλιν] μεγαλόπολιν 22 δανίδα] μερίδα 26 έθοινήσατο] έθοινίσατο in iis quae vulgo hic addita legebantur διένειμε] διένεμε τὸ ἔγκλημα 26 κατὰ] κατ', quod recepi 28 οὐδὲ ταῦτ' ἄν ἴσως εἴποι] οὐδὲ τὰ παρα τοῦ ξωματοῦ γινόμενα εἴποι ἄν ἴσως 29 ἀχειρότευκτον] ἀχειροποίητον.

65, 1 ἐκινδύνευεν] ἐκινδύνευε 2 οἱ Ἐδεσηνοὶ] ἐκεῖνοι τὴν ἐκπόρθησιν] τὸν τῆς ἐκπορθήσεως κίν-

δυνον 3 λύτρον ταύτης τὸ θεῖον] λύτο (hoc esse videtur λύτρον, non λύτρον] τὸ σεπτὸν 4 καὶ] addit 5 τοῦ ενὸς δὲ] ὧν τοῦ ενὸς 6 παρὰ τῶν] παρ' τὸ] τὸν 8 τὴν β. ὁ Ῥ.] ὁ ὁ. τὴν β. 17 αὐτοῖς] αὐτῆς 20 ενιαυτὸν καὶ ἔκτον] καὶ ἕκτον ἐνιαυτὸν 24 τὸν] οπ. 26 δὲ] addit 30 ὁμοφωνῆσαι] ὁμοφωνῆσαι.

66, 2 τὸ ἔογον] τοὖογον 8 τὸν] τὴν ut A, post Πάνοφμον omittens ἡ καὶ 'Αντιγονία λέγεται, nec supplens quae v. 9 addita pro iis ex A 16 μετετέθη v. 15 post ταύτης 24 rubro col. superscr. + μοναρχία κωνσταντίνου υίοῦ τοῦ λέοντος + 27 τῶν] τὸν 31 προεβάλλετο] προεβάλετο.

67, 5 δ] addit 8 α΄ κᾶν — τισιν] α΄ και σχήμασι φητοφικοῖς και τισιν 9 δε] οπ. 10 ποικιλλωνται] ποικίλλονται 17 εκείνω προσῆν] εκείνω τῷ ἀντικράτορι
18 μαλακώτερον] μαλθακώτερον 26 εί και] εί 31

πρώτης νήσου πρώτης.

68, 3 συνομότας] συνωμοκότας (sic) 8 Βολογουδής] βολοσουδής 15 τοῦ] addit 20 Ῥως] δῶς
30 ὑπὸ] παρὰ ἀναστασία] ἀναστασώ fere ut A., qui
ἀναστώ. ἀναστασώ pro ἀναστασία etiam Cedreni p. 637,
A, codex Coisl., quod ex Θεοφανώ natum videri potest, sed
tribus libris tam sibi dissimilibus mirum si casu sit illatum.

69, 3 εἴποσι] εἴπους scripsi εἴποσιν 9 τε] om.
10 ἴππων—ἴππους] ἴππους θηλείας 16 συντεμών ante
τὴν θείαν 20 χριστοῦ] om. 23 προσαρραχθείς]
προσαραχθείς διὰ στόματος] διὰ τοῦ στόματος 24
εἶτα καί] εἶτα 29 προνομίου] δικαίου.

70, 6 δε] om. 10 τῆς Ῥωμαίων ἡγεμονίας] τῶν ψωμαίων 14 ἀπώλετο post πληφώματος 21 τῷ post

Φωκά] om.

71, 6 αὐτὸν δυσχερῶς] δυσχερῶς αὐτὸν 12 ἔξωθήση] ἔξωθήσει, quod recepi
19 καὶ μῆνες δύο] ἔκὶ δύο μησι 23 δὲ καὶ] δὲ 27
αὐτοὺ] βασιλείων 29 νύκτως] τῶν νυκτῶν καράτινων] καρ' λιθ.] λιθ. τινῶν.

72, 1 ἀνθρώπων] om. 3 rubro col. superscr. + βασιλεία ξωμανοῦ τοῦ παιδίου + 4 μέτου] μέτου, εν' οῦτας εἴπω ξωγέντος — ἀπεβίω] τῆς αὐτοῦ βιοτῆς ξωγέντος, ὡς εἴρηται, ἀπεβίω 5 δὲ] om. 12 τοῦτο] τούτω 25 πολλάπις — συμπλ.] πλειστάπις αὐτοῖς συμπλ. 26 αὐτῶν ἄστεσιν ἄστεσιν αὐτῶν 31 τῶν μετ' αὐτῶν] τὸν μετ' αὐτὸν.

73, 2 παντὸς τρόπου] τρόπου παντὸς 6 τοῦ] om. 
ταμαδὰν] χαμδὰν hìc et 8, 21 7 τοῦ χάλεπ ἐπράτει] 
ἐπράτει τοῦ χάλεπ 16 κατεσχέθησαν] συνεσχέθησαν 
22 οὖν] γοῦν 23 τούτω κατὰ συστάδην] κατὰ συστάδην αὐτος 24 Βέροιαν] βέρροιαν 26 οὖκ εὐαριθμήτους] οὖ ρῷον ἀριθμητούς 29 οὖτος τοῦ [P.] τούτου 
τοῦ ρ.

74, 14 αὐτοῖς δηλαδή συγκόψας] δηλαδή συγκόψας σρίσι 15 τὰ ἄροτρα] om., posito post ζιβύνας puncto et aliquot deinde litterarum spatio relicto, quod capiat duo illa 16 ἑαδίως supra v. 21 τὴν ἰσχὺν τοῦ σαρκίου] τὴν τοῦ σαρκίου ἰσχύν. 22 τοῖς υίοῖς ἀμφοῖν] ἀμφοῖν τοῖς υίοῖς

28 αὐτὸν του.] ὑφ. αὐτὸν.

75, 2 ή χρηστή — διάθεσις] ἐπέσχεν ή χρηστή πρὸς με διάθεσις 3 γοῦν] οὖν 8 κατακυπτόμενον] κα- λυπτόμενον 13 δὲ] οm. 14 φανερᾶς αλτίας] αλτίας φανερᾶς 18 υίοὺς Βορίσην καὶ [Ρωμανὸν] ὧν ὁ μὲν βορίσης, ὁ δὲ ρωμανὸς ὧνομάζοντο 19 καὶ εἶτα 22 Δαρίδ] δαυλδ 23 Λαρών καὶ Σ.] ἀαρών τε καὶ σ.

76, 5 ἔσται] ἔσεται 6 ὁ Ῥ.— κληθήσεται] ὁ ὁ. δὲ δομέστικος τῆς δύσεως προβληθήσεσθαι 7 γράμματα] γράμματα ταὐτα 8 ταὐτα] αὐτὰ 14 αὐτ. εὐφ. Ῥωμ.] εὐφ. ὁωμ. αὐτ. 17 μεγάλην πόλιν] μεγαλόπολιν 18

rubro col. superscr. + βασιλεία νικηφόρου τοῦ φωκά + 20 τυραννούντος] νικηφόρου 21 τῆ μεγάλη τοῦ θεοῦ] τῆ τοῦ θεοῦ μεγάλη 22 ὁ - Λέων δό δ' ἔτερος τούτου υίος ὁ λέων.

77, 1 τὸ] τὸν 2 τὸ πληθος ἀκουσθέν] ἀκουσθέν το πλήθος 8 άστυκών αστικών 12 άμείβονται 13 post Βρίγγα 13 καὶ ὁ μὲν] ὁ μὲν γάρ 15 Elonei άντεισήει δὲ παρακ. παρακ. δὲ 22 ἐξωσθεῖσα] ἐξωθηθείσα Πέτριον πετρίον ut A. V. ad p. 129, 6 23 ὁ δὲ παρακ.] καὶ ὁ παρακ. 26 δὲ] μέντοι. 78, 4 δουλεύση] δουλεύσει 8 οὐδ' — δαπέδου] οὐδὲ

του Ιερού δαπέδου όλως 15 δε τοίνυν 24 πρωτοπαπας πρωτοπαπας 25 Στυλειανός στυλιανός έλέγετο πρώτος | πρώτος έλέγετο 26 της anguste insertum

μήτ' ίδεῖν] om. 29 τῶν δ' ἐν] τῶν δ' ἐ.

79, 1 έκπέμπει Μανουήλ] μανουήλ έκπέμπει 3 γεγονώς τῶν σχολῶν] τῶν σχολῶν γεγονώς 8 νεωτερικής άγερωχίας] άγερωχίας νεωτερικής 10 συνεκύρσεν] 11 δε γάρ 19 Κιλικίας λικίας συνεκύρησεν 22 δρίζιον δριζίον 23 'Ανάζαρβον ανάβαρζον αὐτὸν τῆς Θ.] τῆς θ. αὐτὸν 29 εἰς] πρὸς 30 Μοψουεστίαν] μόψου έστίαν et 32 et p. 80, 5, 13.

80, 8 κατέπλευσε] κατέπλευσεν 12 Κωνσταντινού-

πολιν] κωνσταν 23 παρά 'Αγ. κατεχομένην] κατεχομένην ύπὸ ἀγ.

81, 4 oùrog addit ut A, sed post eyeyover χωρίασεν] ύπεχωρίασεν 14 το addit 28 δέοντα των] δέον τα, unde scripsi δέον τα των 22 αν om. satis bene,

etsi saepissime sic peccat Zonaras.

82, 1 εύθυτάτης] εύθύτητα 7 έτεθνήκει] έτεθνή-หลา สีรสิบท์หอง ut A, fortasse pro สง รสิบท์หอง ουσαν ] γηρώσασαν 13 επόπται τε ] καὶ επόπται.

83, 3 τάχ' αν pro τάχα αν, quod dedi 7 έπενόησ. quod est -εν 16 άδρα πραττομένω αλλάγια δορον πραττομένου αλλάγιον 17 πολιτών εν τη πόλει 31 έπ θεοῦ ] ἄνωθεν.

84, 7 περιπ. την φ. ἀσφαλη] ἀσφαλη περιπ. φ. 9 διεξίτω πράξεις] invertit τούτου] τούτ i. e. τούτων 11 Όρόντην] ὀρόντη βασιλευς] αὐτοκράτωρ 24 κλέος ξει] έαυτω περιποιήσαιτο εὔκλειαν 25 τοσοῦτον] τόσον 32 δὲ] δ', quod dedi.

85, 8 ἐναντία] ἐν 'Αντιοχεία 17 πελέπει διαπόψας] invertit 25 ἐξ. πατὰ τοῦ β.] πατὰ τοῦ β. ἐξ 26 τοῦ]

addit 29 nal] ev y.

86, 6 κἀκείνου] ἐκείνου 8 ἠφίουν] ἔβαλλον βασιλέως] κρατοῦντος 10 κατέστρωται] ἔστρωται 11 καὶ πορφυροῦν] τε καὶ πορφύρεον 14 ἀνεχαίτισαν] ἀνεχαίτισαν ανεχαίτισαν 16 εἰς τὰ βασίλεια διεσώσαντο] μέχρι τῶν βασιλείων προήγαγον 18 μέλλει αὐτὸν ἀμύνασθαι] ἀμυνεῖται αὐτόν 20 δ βασιλεὺς ἐνόπλους δ βασιλεὺς 23 αὐτῷ κἀντεῦθεν] invertit 24 θέλων] βουλόμενος 27 ἐκ] addit 31 ιδίας] οἰκείας 32 μηδόλως] μὴ.

87, 2 θανούσι τότε] invertit 8 ἐπινενοημένης] νενοημένης 10 ἔγραψεν ἄρχοντι ὁ βασιλεὺς] ἄρχοντι ὁ βασιλεὺς ἔγραψε 25 ἀπήλασ i. e. σεν potius quam σε.

Sic etiam πέπονθ 30, ut dubitem εν hoc sit an ε 26 Pως] τος 31 και] addit 32 Μάϊον] τον μάϊον.

88, 2 ταμειουλκῶν] τιμιουλκῶν 7 πρώην s. v. ead.

m. μεγαλοπρέπειαν] om. 13 οί] ὁ perspicue 14 ἔφασαν] ἔφησαν 15 οῖ δή] οῖ 16 χρυσοῦν ἔξωνούμεθα]
ἀνούμεθα χρύσεον 19 ἐλοιδορήσατό τε καὶ ἐπηράσατο]
ἐπηράσατο καὶ ἐλοιδορήσατο 24 καπηλινή] καπηλική
27 ἐπιξαίνων ὑπῆρχε] ἡν ἐπιξαίνων ἀπανθρώπως 29
δ] om.

89, 7  $\eta \mu i \sigma \epsilon \omega_S$   $\eta \mu i \sigma \epsilon \omega_S$ , quod dedi 14  $\ddot{\eta} \kappa \alpha i$   $\ddot{\eta}$ 

20 και τον άδελφον Τον άδελφον δέ.

90, 3 ἐκέλευσε] ἐκέλευσεν 13 κατέχων] κατέχοντι 14 καὶ περιστρέφων] περιστρέφων 23 βασίλειον] βασίλειον 24 κατεπράξατο] διεπράξατο χαμεύνην αμαιεύνην 26 διύπνισε] διύπνισεν, quod dedi 27 ευθύς] om. 28 δεινῶς] addit.

. 91, 5 αὐτοῦ] om. 6 νῶτον] τῶν νώτων 8 εἰς·

aไฮอิทธเบ ทุ้นอบ ทั้นอบ ะไร aไฮอิทธเบ 21 rubro col. superser. βασιλεία ἰω του τζιμισκή + 26 την] om.

91, 10 τοῖς σ. διὰ θ.] διὰ θ. τοῖς σ.

92, 6 είτα απεισιν ο Ίωάννης είς την μ. έκκλησίαν] είτα είς την μ. έκκλησίαν ἀπήει ὁ ἰωάννης αυτώ 30 αλλ' άναμεῖναι ] άλλ' άναμεῖναι παρήνει 31 ος οσπερ.

93, 2 μυσαρώ αίρέσει] αίρέσει τη μυσαρώ χηδονίοις] τοις καρχηδονίοις 13 τη Δάφνη] δάφνη 21 Pws | 6ws 24 re addit 26 avròs - avnoétiser

αυτός ηρέθιζεν δ καλοκυρός.

94, 8 Pως δως 10 δ] om. 13 την ] om. 26 των όμογενων απάντων ύπερτερείν πάντων ύπερτερείν των ομογενων.

95. 1 είς ες 5 δειλείαν έξέπεσον δειλίαν ενέπε-7 της διώξεως post Σκληρον 8 τέως — περιελείφθησαν και οι περιλειφθέντες έκ των βαρβάρων καί τα μέν - ήσαν] εν τούτοις μέν ούν ετύγχανον κατά τους δως (sic sine τα ante κατά) 16 έτέρω s. v. ead. m. 24 παραφυλάξαι] περιφυλάξαι perspicue 26 βασίλειος] En Basilews.

96, 5 συντονωτέρως] συντονωτέρας 6 καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ περιείπε περιέπων τοὺς σὺν αὐτῷ 7 ἔβαλλε] έβαλε 13 εὐθύς είλε] είλεν αὐτίπα 19 προσελθόνττα δ Τζιμισκής] προσελθών κληρικός τε γενόμενος εἰς χίον βασιλική κελεύσει περιορίζεται 20 την Χίον γίον 25 αὐτοῦ βασιλείας βασιλείας αὐτοῦ 26 'Pως | ρως, ut 97, 8; 98, 4 et semper 30 διέλαθ ante προς. Ergo εν potius quam ε.

97, 2 εππότας τ.] τ. εππότας 7 παρῶν] ὧν 15 στρέψαντες] τρέψαντες, quod dedi 18—19 ος δὲ εἰς τὴν πόλιν αύθις άνθυπενόστουν] καί οί βάρβαροι αύθις είς την πόλιν ύπονοστείν έπεχείρουν 20 τινών om. 25 της του 26 της στρατιάς έλθόντος έλθόντος της στρατιάς 28 είς τὸ τεῖχος ἀναβεβήκασι] τοῦ τείχους ἐπιβεβήκασι 29 καταληφθέντας] καταλειφθέντας 30 ηνέφξαν ανέφξαν πάση om.

98, 5 προσπεφευγόντων] προσπεφευγότων 7 τοῦ] s. v. m. rec. 18 ὁ των Ῥως ἀρχηγὸς ὁ Σφενδόσθλαβος ] δ σφενδοσλάβος (ita hic et infra, ut apud Cedrenum) ὁ τῶν έως αρχηγός 19 έπ' άλλήλαις επαλλήλαις 27 αποδράσαιεν] ἀποδράσωσιν 29 οντα] οντας, ut A, post kέγεται, et 30 πάντα] πάντας 32 Κωνσταντίας] κωνσταντείας.

99, 16 nor' äkkas nai äkkas] nará revas nai äkkas 17 καὶ λαθόντες — ἐπανήλθοσαν] om. 27 δὲ καὶ] δὲ, omisso etiam de post liuo 28 rns om. 29 où név-

τοι ] οὐδὲ μέντοι γε.

100, 1 'Ρωμαίοις παρήνει] παρήνει δωμαίοις συμπλέπονται] προσπλέπονται 8 έφωράσατο] έφράσατο 10 άθρόον] άθρόων, quod recepi 11 ὑπετίθετο] ὑπέθετο 17 βαρβάροις Pωμαίοις ex v. 16 24 προσέβαλλε] προσέβαλε et ὁράτο 27 ἐκείνην τῆς μάχης] τῆς μάτης έκείνης 28 άγίου Θεοδώρον] θεοδώρου τοῦ περιωνύμου εν μάρτυσι post μνήμη γοῦν] οὐν 32 αποκέκλειστο ή είς ταύτην είσέλευσις ή είς ταύτην είσοδος άπεκέκλειστο.

101, 1 προάστεια διεσκίδναντο] invertit 2 αλλήλων ] άλλήλων δε 3 δυσαριθμήτους] δυσαρίθμους 6 αγιος] om. 7 των] addit 9 Ευχανίαν η Ευχατταν] ευχάμειαν η ευχάιταν 28 εν] παρ'.

102, 3 τουτ' έκείνους ποιήσαι] τουτο ποιήσαι έκείνους 12 τέθρικπον άρμα, οί δ' επποι τούτου λευκοί] άρμα τέ θριππον και λευκόπωλον 21 Βουλγάροις βασιλείας] βουλγαρίας 27 τοῦ Σκαμανδοηνοῦ om. 28 καθαιρεθέντος συνοδικώς 29 ponit post προχειρίσεως

τοίς] om. ξω] ξώαν μοίοαν.

103, 10 είσι Βασ. βασ. είσι 11 post Φωκα habet δωρηθέντα αὐτῷ, quae sunt v. 13, tum pro τὰ δὲ παρ' αὐτου --- και δωρηθέντα haec: τὰ δὲ παρ' αὐτοῦ και παρ' έτέρων ένια 14 εί] of perspicue 20 κατ. τον πεπωπότα] τὸν πεπτωκότα κατ., eodem ordine quo A, sed deleto deinde τ 23 την] om. 26 μεταστάς] μεθιστάμενος 30 με] γε 31 οῦν] om. 32 ὁ ἐκείνου υίὸς ὁ Ν.] ν. è exelvou ulòc.

104, 8 συνομοτῶν] συνωμοτῶν τὸ μ. καταγγείλαντος προαγγείλαντος τὸ μ. 13 rubro col. superscr. βασιλεία βασιλείου τοῦ πορφυρογεννήτου 18 πρωτοπρόεδρος] πρόεδρος 19 ἀτεχνῶς] οm. 21 ἐρρύθμιζε] ἐρύθμιζε 22 μεταχείρησιν] μεταχείρισιν 28 ἐσχολακώς] πεφυκώς, sed ἐσχολακώς marg. al. m.

πως πεφυκως, sed εσχολικώς maig. al. m.

105, 2 τοῦ] addit 4 ἄλλως ἄλλω perspicue 11
σχεῖν κἀκεῖνον παρ' έαυτῷ] παρ' ἐαυτῷ κἀκεῖνον ποιήσασθαι 14 βασιλείω] βασιλικῆ post ἀναδεῖται 15 πεδίλοις post ὑποδεῖται 18 ἐμὲτ ἔμετ 21 συμπερι-

οιλοίς post υποθεται 16 εμετ 21 συμπεφιλαβών] συμπαφαλαβών 23 μοναχοῦ] om. 24 ἐπεῖνον]

ἐκεῖν i. e. ἐκεῖνος 29 ἡν ὁ  $\Sigma$ .] ὁ δὲ σ. τὴν μάστιγα.

106, 11 οὖν] γοῦν 12 τὰ στρατεύματα post περὶ Λίπαραν 13 λικανδὸν] ν ultimum m. recentissima et pallido atramento in σ mutatum, ut Wolfius in interpr. lat.

πρὸς] καὶ πρὸς, ut A, sed 14 καὶ ἐπὶ] ἐπὶ, quod recepi, etsi alterum non notatum ex A 23 παρὰ] περὶ 26 Δέων] δ λέων 29 εἴποιεν] εἶπεν 30 δικτάτορα]

δικτάτωρα.

107, 2 τ'] τ cum lacuna tertiae partis versus. Omittit illud τ' A, ut Wolfius. Ducangius vero haud dubie ex alio addidit libro 8 πρωτοβεστιαρίου] α βεστιαρίου hic, non 12, 14 16 ήνεγπε] ήν initio versus, supra quem prominet, in ras., fortasse etiam εγ. Potuit pr. esse ἐνῆπε, quod alibi in hac formula cum ἤνεγπε permutatum in A. Ita 20 κατενανμ est in ras. 20 γινομένης] γενομένης 24 τὴν] addit 26 μέντοι] οπ. 29 τοὺς σιτῶνας ψάμμου ἐπλήρωσεν] εἰς τοὺς σιτῶνας ψάμμον συνεπόμισε 30 τὴν ψ. σίτω] σίτω τὴν ψ. ἐπέχρωσεν] ἐπέχρωσεί τε καὶ ἐπεκάλυψεν 31 οὖν in marg. al. m. pallido atramento.

108, 9 μεγάλην πόλιν] μεγαλόπολιν 16 καλ παλ. άραῖς] οm. 21 καλ] οm. 26 τὰ] οm. 31 παίδας τὸν Φωκᾶν ὁ Σκληρὸς, ὡς μὲν ἔνιοι λέγουσι, κορύνη κατὰ τῆς κεφαλῆς, ὡς δ' ἔτεροι, ξίφος ἐπανετείνετο κατ' αὐτοῦ] κατὰ τοῦ φωκᾶ ὁ σκληρὸς ξίφος ἐπανατείνασθαι.

109, 4 τὸ οὖς ἐκτεμεῖν τοῦ ἵππου τοῦ τοῦ Φωκα] τοῦ ἵππου τοῦ φωκα τὸ οὖς ἐκτεμεῖν 10 ἀνακτησόμενοι]

ανακτησάμενοι 18 αὐτῶν] έαυτῶν 23 ἐκτ. συμπ.] συμπ. ἐκτ. 29 καὶ καθ' ] καθ'.

- 110, 5 μετ' έαυτοῦ] μετ' αὐτοῦ 6 κατείργνυσιν] καθείργνυσιν 10 ἐνιαυτοῖς] ultima in rasura, ut alius fuisse videatur casus pr. m. 11 ἐχήρευσεν] ἐχήρευεν 12 δὲ τῶν] δὲ 16 Κομητοπ.] κωμητοπ. ut 21 18 βασιλείου] βασιλικοῦ 20 ὅστις] ος 24 δὲ] δ', quod dedi.
- 111, 8 ὅντι] τυγχάνοντι 14 Τοιαδίτζα] τοιάδιτζα 16 post ποντοστέφανος addit στέφανος 19 στρατάρχαι] α medium in ras., sed ut pr. non fuerit τα 21 of] αὐτῷ διεμελέτησε τὴν ἐπ.] τὴν ἐπ. ἐμελέτησεν 23 πρὸς] ἐς 25 ἀναζευγνύειν δὲ] ἀλλ' ἀναζευγνύειν παὶ μὴ] μηδ'.
- 112, 3 τῆς βασιλείας] τοῦ κράτους 15 περιέθεντο] περιτιθέασι ante τῷ Φωκῷ 20 τῶν] οm. 21 παρακινήσας] παραθήξας 22 ἀποστατῆσαι] ἀποστῆσαι.
- 113, 7 καθείοξει] καθείοξη 13 φευγόντων] διωκομένων 15 είς] ές 18 άπονενεύκει πρὸς τὸν Φωκαν] πρὸς έκεῖνον ἀπονεύει 21 τὴν βασιλίδα τῶν πόλεων ἀπένειμε] ἀπένεμε τὴν βασιλίδα τῶν πόλεων 26
  καθιερῶν] καθ' ίερῶν, quod recepi.
  - 114, 7 αντικου] αντικού 25 φασίν] φησιν potius,

sic: φη 28 καιρίαν post πληγηναι 32 μηδαμη] ουδαμού. ε

- 115, 2 τὸ μέντοι] τό γέ τοι 4 παρὰ] π, ut saepe in hoc libro, scriptum non intelligens corrector in marg. m. rec. addit παρά. Sic iterum p. 119, 21 6 ἐπτείνοντο] πτεινόμενοι 8 δ] οι ἀγριώτερος] ἀλλοιότερος 19 πατεψηφίσατο] πατεψηφίζετο ἐπείνω] ἐπείνου 32 βασιλείας] βασιλείοις.
- 116, 2 μόνου] οἴου perspicue 8 συνουσία] συνουσίαις 14 βούλεσθαι] οπ. 20 ὑπερερειδ.] ὑπερειδ. 29 ὁ Σκληρὸς ἀπεδύσατο] ἀπέθετο ὁ σκληρὸς.
- 117, 4 ἐκοινώσατο] ἐκοινωνησάτην 5 τοῦτον μὲν οὖν τὸν τρόπον καὶ ἡ τοῦ Σκληροῦ τυραννὶς καταλέλυται] ἡ μὲν οὖν τοῦ σκληροῦ τυραννὶς τὸν τρόπον τουτονὶ κα-

ταλέλυτο 7 πουροπ. τιμηθέντος] τιμηθέντος πουροπ.
9 ἀξίαις] ἐξουσίαις 24 ἐχώρησε] ἐφολτησε 26 κατὰ]
μετὰ margo m. rec. πρὸς τῷ] πρὸς 28 ἀνέπεισε]
κατηνάγκασε 31 Χρυσοβέργη] χρυσοβέργου 32 ἀρχιεροσύνη] per ω.

118, 5 κεχειοοτόνηται] κεχειοοτόνητο 7 ετύγχανεν] ετύγχανε recte 12 δύσεος] δύσεως 20 άφοοντιστοῦσοιν άφνίδιον εμβάλλει τοῖς περί τὸν Σαμουήλ] ἀφροντιστοῦστοῦσι τοῖς περί τὸν σαμουήλ αἰφνίδιον ἔπεισι 23 Ῥωμανῷ] οm. 24 συνανεμίχθησαν] εαυτοὺς συνανεμιξαν

30 παρά διά.

119, 3 τον] om. 4 Βιδίνης] βυδίνης et 9 βυδίνην, haud dubie pro βιδύνης, quod est apud Cedrenum p. 705, C, sed Βιδίνη apud Nicetam Chon. p. 286, C, etsi ibi quoque Bidynam interpres latinus 6 Σαμονήλ] βασιλεύς 21

Ρωμανοῦ] τοῦ δωμανοῦ 22 τοῦ υίοῦ] υίοῦ.

120, 7 οὖτε μέντοι ἐν λόγω] οὔτ' ἐν λόγοις 11 ἀφελῶς post γραφὰς 13 ταὖτα πλήρη] πλήρη ταὖτα 14 ταλάντων χουσοῦ] χουσοῦ ταλάντων 20 inter κλῆσις et of trium fere litterarum spatium 22 ἀνεκόσμουν] ἐκόσμουν ἔχη] ἔχοι τοὐπίσημον] τὸ ἐπίσημον, ut Wolfius 24 ἄλλην] ἄλλα 26 πολέμου] πολέμων 27 πρὸς τοὺς ὑπὸ χεῖρα] om.

121, 8 το τοῦ κυρίου μνημα] τὸ μνημα τοῦ χῦ 12 αποκλεῖσαι] ἀνοκλεῖσαι, m. rec. ν in π mutato 19 ενα] οm., sed addit margo m. rec. 20 ετερωθίπουθεν] ετέρωθέν

ποθεν.

122, 9 'Ααρὰν post νέὸς Βλαθισθλαβος] βλαθισθλάβος hic et infra, ut supra Σφενδοσλάβος 10 Ίωάννης] καὶ ἰωάννης: conf. p. 123, 2, 10 23 αὐτῷ] om. 24 ἐπισήμων post Βουλγάροις 28 καὶ] τὰ 31 δὲ]

om. Βουλγάρων] βαρβάρων.

123, 1 βαρβάρων] βουλγάρων 2 δ] οm. καὶ] οm. 4 ἄρξας] ήγεμονεύσας τοῦ ἔθνους 6 γενομένω] αὐτῷ γενομένῳ et προσίασιν αὐτῷν] προσίασι 8 τριάκοντα ἐπὶ πέντε] ἐπὶ πέντε τριάκοντα 9 πολλοὶ] addit 13 ὑπισχν. ἐ. τῆς Β.] ἐ. τῆς β. ὑπισχν. 14 τεύξεται] τεύξηται 19 δὲ] δ' 29 τούφαν] τοῦφαν.

124, 7 Κωνσταντινουπόλεως δν πωνσταντινουπόλει 10 Κραβάτων] χορβάτων απέκυψαν] ύπέκυψαν απαχθέντος] αχθέντος 24 ήγεμων] ήγεμονεύων 26 ό αὐτ. ἐβούλετο] ἐβούλετο ὁ αὐτ. 27 όμηρίαν] όμηρείαν 28 διανύσας | κατωρθωκώς 31 κατήντησε το βιώσιμον] ματήντησεν ή ζωή 32 βραχέως βραχέος όπ. Εύστ. **ઉνήσκει & νήσκει ὁ π. εὐστ.** 

125, 1 τῆς ἐ. τῶν ὀρθ.] τῆς τῶν ὀρθ. ἐ. 2 ἔτεσι orto en' Etecto orto, litteris v orto m. rec. in vacuo spatio additis, ut A om. onco 3 'Alegios om. om. 13 superscr. rubro col.: βασιλεία κωνσταντίνου τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ βασιλείου 18 βασιλείου] βασιλικής 4 μη μη δε 30 κατευνάζειν έκρινε] έκρινε κατευνάζειν.

126, 15 λοικμώ] λοιμικώ 16 καθιερώθη παθιέρωτο 18 πατρί προσήκον] προσήκον πατρί 21 of] of recte 32 πρατών ] ἄρχων.

127, 11 στρατηγός κατηγωνίσατο] invertit 18 κηδ. ποιήσασθαι] invertit 22 Κωνσταντίνος βασιλεύς 26 μιᾶς ] ἐπὶ μιᾶ 32 ἀπάξοντας ] ἄξοντας,

ead. m. superscripto πα.

128, 3 τε] om. 9 συνήρμοστο] συνηύναστο superser. rubro col.: βασιλεία δωμανοῦ τοῦ ἀργυροῦ 18 βασιλείων βασιλικών 20 ένδεως αὐτοῖς αὐτοῖς έν-24 τους τοῖς et καθειργμένοις, ultima compendio δεῶς scripta.

129, 2 δ Βούλγαρος] om. 6 Πέτριον] πετρίον, ut A et Cedrenus p. 729, C, quod scripsi, ut supra p. 77, 22 ώς τυραννίδα μελετών] έπὶ τυραννίδος μελέτη 9 δεσμευθείς] δεσμηθείς 16 ο καί] ο 22 ασφαλίζεσθαι]

ἀσφαλίσασθαι 30 διαχειρισάμενοι] διαχρησάμενοι. 130, 8 πολυτελών] πολλών 9 έσταλμένοι] απεσταλμένοι 13 το έπιον τούπιον, haud dubie melius

ανθρωποι] βάρβαροι.

131, 5 ἀνέλαβε] ἀνέβαλε, quod recepi. Idem vitium in Paris. p. 129, B, et alibi notavi ad Stephanum v. αναβάλλω 6 σπήεσαν απίεσαν 7 Εκαστος ο om. 10 έπιφανεστέρων] έπιφανῶν 15 εἰς 'A. δ. post αὐτὸν 16 Κωνσταντινούπολιν] κωνσταντίνου 22 κατά] και κατά marg. m. rec. 23 ώσπες] άσπες 25 των πατρώων] πα-τρώων καὶ τὴν — συνηλαύνοντο] om, ob homoeoteleu-

ton 27 ούτως είσπο.] ούτω πο.

132, 3 προσόδους γορηγίας 5 τουφωσι τουφηλοίς 12 Πέτριον] πετρίον 13 έκδ. δὲ τοῦ β. τῆς πόλεως] καὶ τοῦ β. τῆς πόλεως ἐκδ. 16 κατεσχέθη] ἐφωράθη 18 έκφανίση εκφαυλίση et margo m. rec. έμφανίση, utrumque male. Nam rarissimum ἐκφανίζω habet etiam Cedrenus p. 598, D: Ἐκφανιζομένων καὶ τῶν ἀπορρήτων αὐτῶ μέντοι] om.

133, 3 λιμού] λιμον, correctus m. r. 13 την μεγάλην πόλιν την μεγαλόπολιν fere ut A 26 χρίμασι χρίσμασι 29 πάντα μάτην μάτην πάντα 31 περί] πρός,

quod usitatius: sed neol supra p. 164, C.

134, 8 xal] om. 9 είς ες 11 θαλαμηπολούσι τον νεανίαν κατέταξε δαλαμηπολούσιν έκείνου συνέταξεν τούτου] οὖπεο 13 πῦρ — ὑπανέφλεγε] πῦρ ὑπανέφλεγε το εκείνου κάλλος καθ' εκάστην δρώμενον 15 δ' δε 16 γνησιωτέρας γνησιώτερον 22 τα om.

30 τί γοῦν] τί οὖν 31 ῆπτετο] ῆπτετο τότε προαγωγὸς] προσαγωγὸς 32 ἐγίνετο] ἐγένετο.
135, 3 ἔτερον ἐποίησεν] ἐποίησεν ἕτερον ἀλλὰ] άλλ η, quod recepi 4 αὐτῷ] αὐτὸν 8 λόγους] λόγους ὁ βασιλεύς 15 ψευδη ὅετο] ὅετο ψευδη 23 ἀσθμα] ασθμα 24 νεκρῷ] νεκροῦ αὐτοῦ] αὐτῷ 26 ο] in ras. 27 πρὸς βαλανεῖον τῶν ἐν τοῖς βασιλείοις] πρός τι των έν τοις βασιλείοις βαλανείων 31 δή om. 32 τινας αὐτῷ] αὐτῷ τινας.

136. 6 μελάντερόν τι άναγαγών διά τοῦ στόματος διά στόματος άναγαγών τι μελάντερον 12 superscr. rubro col. βασιλεία μιχαήλ τοῦ παφλαγόνος + τοῦτον τον 15 των π. δηλαδή] δηλαδή των π. 16 σκέψει σκήψει, sed m. rec.  $\varepsilon$  super  $\eta$  18  $\pi\alpha\varrho\alpha$  in cod. scriptum ut sae-

pius π' corrector in marg. correxit παρά, idem non faciens p. 137, 20, ubi eodem modo scriptum 20 ως απολούμεθα αὐτίκα in margine m. rec., asterisco tamen post μιχαήλ posito, quasi post hoc sint inserenda 27 Γεροτελετίαν] Γεροτελεστίαν 29 άφικομένου] μετακληθέντος.

137, 6 συμβέβηκε] ἀποβεβήκει 7 την prius om. et supplet margo m. rec. ταύτη χαρίζεσθαι, ut supra interdum, integrum faciunt folii 503 r. versum postremum ab initio et in fine vacuum. Sic ὁμευνέτιδος p. 139, 22 versum ultimum facit fol. 504 r. 9 μακράν] μακρόν 15 γυναικωνίτην] γυναικωνίτιν 19 οἴκοθεν] οἴκωθεν, sed ω in o mulato m. rec., quae etiam ἔχων supplet in marg. 22 ἄνθωπος] ἀνὴφ 27 δημοσίας διοικήσεις] διοικήσεις δημοσίας 28 τὴν βασίλισσαν] τῆς βασιλείας, per compendium scriptum ut p. 138, 3, margo m. rec. corrigit τὴν βασίλισσαν.

138, 8 τοῦτο θορύβου τοὺς περὶ τὸν βασιλέα ἐμέστωσε] τοῦτο τοὺς περὶ τὸν μιχαὴλ θορύβου ἐμέστωσε 11 βεβαιώσοντα 15 ἀξιώματι ἐτίμησε] ἀξία τετίμητε 17 Δάφνη] τῆ δάφνη 22 τίσωσιν] τίσου-

σιν 31 την Πλάτην πλάτην.

139, 24 ἀναιροῦντες] ἀποσφάττοντες.

140, 17 αὐτὴν] ταύτην 20 ἐπήχθετο] ἐπήχθιστο

27 εδέξατο] εξένισεν 31 ήπουσε δε ήπουσεν ούν.

141, 7 τὰ ἀτά τε καὶ τὴν δῖνα] καὶ τὴν δῖνα σὺν τοῖς ἀκὶ λωβησάμενος 8 τὸ σῶμα] καὶ τὴν δῖνα σὺν τοῖς ἀκαγγείλειεν 16 ἔσως] και. 17 δυνήσεται] δυνήσαιτο 19 δὲ] δ', quod dedi 22 καὶ τι ἀνθ.] καὶ τι αὶ ἀνθ. in verbis vulgo additis 25 ληφθείς] ληφθείς καὶ 27 ἐκιχειρεῖν τὸν Μ.] τὸν μ. ἐπιχειρεῖν 28 ὁ μὲν] ὁ 29 ἐκεῖθεν ἀναχθείς] ἀναχθείς ἐκεῖθεν.

142, 1 δὲ] δὲ καὶ τῶν Σικελικῶν] σικελικὴ 4 μόνον] μόνην 5 βασιλέως] αὐτοκράτορος 27 τὸ — τολίν τὰν Βκρούσητα 31 προσενικώς  $\frac{1}{2}$  προσενικώς  $\frac{1}{2}$ 

πολύ] τὴν — βαρύτητα 31 προσενεγκεῖν] προσήνεγκεν. 143, 6 συνεχωρεῖτο] συγκεχώρητο 13 βήμασιν] βματι εχρημάτιζε post εφεζόμενος 27 ἢ διὰ] ἢ ὅτι θὰ 30 παρ' ἐκείνων ἄλλας τε] ἄλλας τε παρ' ἐκείνων. 144, 3 εὕρη] εὕροι 25 δὲ] δ', quod scripsi 29 αὐτῷ τε] αὐτῷ 31 δὲ] γε μὴν.

145, 2 έφερον] om., addit margo m. rec. 3 εἶτα τοῦτον ἀποσ.] εἶτ' ἀποσ. τοῦτον 4 διανόημα] ἐννοού-

5 δέ τις μέν τις μέν τὸ δὲ τὸ μενον 21 82 82 23 τειχ. τῶ τειχ. 27 youv | ouv 31 δυοίν] δυείν 32 ύμῶν ἡμῶν.

146, 6 αὐτοπράτωρ γενόμενος] γενόμενος μόναρχος 7 είλέ τε] είλε 8 προσεποιήσατο] ante την ν. έπόντων απόντων, sed margo m. rec. έ. 11 ούτω ούτ), quod est ούτως potius quam ούτω 16 άφαιρεσθείσαν] 18 κατεκράτησε] - σ, quod est - σεν. αφαιρεθείσαν

147, 17 βασιλείαν] ήγεμονίαν 23 περί τον δεξιον άγκωνα χρωμά τι μέλαν] χρωμά τι μέλαν περί τον άγκωνα τον δεξιον 25 και τουτο και ουκέτι έγων και τουτο έχων, sed margo m. rec. καὶ τοῦτο καὶ οὐκέτι ἔχων 31

πάντως πάντες, sed margo m. rec. ωσ.

148, 1 ὑπόπτευον] ὑπώπτευον 2 ὀξύτερος εὑρέθη post 'Αλουσιάνος 4 καὶ συμπότην ] συμπότην τε παραλαβών] συμπαραλαβών 8 βούλεσθαι] om. αίχμαλώτους τε πολλούς] πολλούς τὲ (sic) δορυαλώτους 17 20 προσήγγισε προσήγγιζε 30 ήγγέλθη ήδη ήγγέλθη ex praecedenti ήδη.

149, 6 δ δε βραχύ τι τη μεταθέσει της βιοτης έπιβιώσας δ δε τη μεταθέσει της βιοτης επιβιώσας βραχύ rubro col. superscr. + βασιλεία μιχαήλ τοῦ καλαφάτου +

22 βασιλέα αὐτοκράτορα.

150,  $2\overline{1}$   $\delta \hat{\epsilon}$ ] odv  $\overline{31}$   $\mu \epsilon \tau \epsilon \mu \epsilon \lambda \lambda \epsilon$ ]  $\mu \epsilon \tau \epsilon \mu \epsilon \lambda \epsilon$ .

151, 12 [ν] [να ἐφ' ξαυτούς την αὐτοῦ εὐμένειαν έφελκύσωνται] έφελκύσωνται την έκείνου ευμένειαν αὐτῷ τὴν ὑπ.] τὴν ὑπ. αὐτῷ 27 αὐτίκα δὲ] καὶ αυτίκα.

152, 1 είς τους τους είς 9 ἔχων Κ.] κ. ἔχων 12 συμπλέκει συμπλάττει 14 καταγοφεί κατηγοφεί 15 του Πο. λεγομένη] τη λεγομένη του πο. 16 αποκείρει την εύεργέτιν την εύεργέτιν αποκείρει τε 17 προγονίας] πενταγονίας 18 ενδιδύσκει] ενδιδύσκεται έαυτον επέδωκε] επέδωκεν εαυτον 22 αλιτήριον] αγνώμονα και άχάριστον 30 ούδεις έφείδετο της οίπείας ζωής] ήφείδουν και της ζωής.

153, 6 τις pr. τε, ut videtur. Et margo m. rec. τε

7 νωβελίσιμος] νωβελλίσιμος 11 στέλλουσι] στέλλει margo m. rec. 12 έκ τάφανοῦς post ἀφιέντας 13 ἀφιέντες] ἀφιέντας ἐκσφενδονῶν] ἐκ σφενδονῶν 17 ἀντοῖς κατ.] κατ. αὐτοῖς 19 μετημφιεσμ.] μετημφιασμ. 24 προσχημ.] προμετασχ. 30 τῶν τοῦ] τοῦ 31 ἡ] mte hoc asteriscus et καὶ marg. m. rec., quum vulgo Αὐγούστα addatur ante ἡ βασιλίς 32 τοῦτο δὲ] τοῦτο.

154, 2 μεθίσταται] ἀφίσταται 3 αὐτός τε] αὐτὸς νωβείζσιμος] νωβελλίσιμος 4 ἀπῆλθε] ἀπῆλθον 6 αὐτῷ] ἑαυτῷ, quod recepi 10 ἐκβεβληκότα] ἐκβεβλημένον 20 ἄμφω] καὶ ἄμφω, ut mox et alibi saepe Zonaras 21 ἐκάλυψε] ἀμφεκάλυψε 23 δὲ Zωὴ] ζωή

(sic) δ'.

155, 3 πέντε ήμέρας] ήμέρας πέντε 4 ἐπὶ] addit 5 rubro col. superscr. βασιλεία ζωής καὶ θεοδώρας τῆς αυταθέλφης: γυναικωνίτην] γυναικωντιν (ultima com-

pendio τ) 10 έτελεῖτο τελετὴ ἡ β.] ἐτελεῖτο ἡ β. τελετή 14 ἐντεῦθεν ἐντυχίαι] ἐντυχίαι 18 μᾶλλον] προσήκειν τὰ τῆς ἀρχῆς] μόνη τὸ κράτος προσήκειν 19 τοῦ] addit 20 μίξεως ἴμεροι ut vulgo] μίξεως ἴμεροι (sic), sed r. mutatum alterum ι in σ 30 μαχλοσύναις] μαχλοσύνη.

156, 3 αὐτῷ] οπ. 4 ἔτι ζῶντος] ζῶντος ἔτι στεξήσοιτο] στερήσητο 9 καὶ κηδεστὴν] κηδεστήν τε ταύτη γὰς] ἡ 18 τοῖς κακοήθεσι] τοῖς καχυπόπτοις καὶ κακοήθεσι 22 δέ τισι] δή τισι 26 ἐπανῆλθε πρὸς τὴν]

ἐπανηλθεν εἰς τὴν.

157, 3 η γ. legot.] ή legot. ή γαμικὴ 5 αὐτοlegotος 7 βασιλικὸν] ξωμαϊκὸν 9 rubro col. superscr.: βασιλεία κωνσταντίνου τοῦ μονομάχου + 11 μετέπεσε] μετήνεκτο 16 ἐκκενωθήναι] ναι s. v. m. rec. 19 ἀφήκεν ἄπασι] ἀφήκεν 21 τὴν] om. et addit margo m. rec. 22 πειρώμενος] βουλόμενος 23 τάχα] οἶον 27 μόνον] μόνω 28 μὲν] μὲν οὖν 31 Βοζοθλαβος] βοϊσθλάβος, quod dedi. Sic et p. 158, 6.

158, 1 ἐμφολεύων] ἐμφωλεύων 4 ἠγγέλθη] ἠγγέλη, sere ut Α τοῦτο] τούτω 11 καταστρώσας]
στρ in ras., ut pr. fortasse fuerit τρ 17 ἀνεψιῷ ] ἀνεψιῷ

αὐτῷ] αὐτοῦ 20 σώματος] σωματικοῦ 26 ἁπάντων] πάντων 30 ἐπιχορηγοῦσαν] χορηγοῦσα.

159, 6 αὐτῆ παρήνεγκεν] invertit 8 αὐτοί] αὐτῆ 16 άβρά] αὐρά, sed v in β mutat m. rec. 26 εἰς ] πρὸς

27 πρότερον περί τούτου περί τούτου πρότερον.

160, 4 Αὐγούστα] margo m. rec. βασιλίσ 6 τοσοῦτον] τόσον 11 τοι] om., sed rubro superscriptum ead. m. quae cetera hoc colore scripsit 15 πολεμήσων] πολεμησείων 26 τῆς εὐνῆς ἐπιβῆναι] εἰς τὴν εὐνὴν ἐξυβρίσαι

27 άγγελόμενα] άγγελλόμενα, quod dedi.

161, 1 τυραννίδι ἐπιχειρεῖ] πύβον ἀναρριπτεῖ καὶ τυραννίδι ἐπιχειρεῖ 2 πολλοὶ — προσεχώρησαν] πολὺ — προσεχώρησεν 3 ὁ δὲ ἐξ Ἰταλίας πρὸς τὴν ἄντικρυ ταύτης] ο δὲ πρὸς τὴν ἀντικρὺ τῆς ἰταλίας ἤπειρον 9 κύβον ἀναρρίψας] τῆ τυραννίδι ἐπικεχειρηκώς 19 στρατόπεδον] post hoc asteriscus m. rec., sed nihil in margine 22 φάλαγγας 9 φάλλαγγας 23 ἐμβοήσειεν] ἀν ἐμβοήσειεν, partim ut Α 28 γῆν] τὴν γῆν.

162, 9 λεγομένου] λεγομένη 19 τῷ Μ. ἐδέησε] ἐδέησε τῷ μ. 22 δουλείαν] δούλωσιν 28 πας ἐκείνου τοῦ πατριάρχου θησαυρισθέντα ἐκεῖ] ἃ ὁ πατριάρχης

έκεινος έκει έθησαύρισεν.

163, 8 έξυπανέστη] ὑπεξανέστη 16 δὲ] καὶ 17 ἔσοιτό ποτε] ἔσοιτο 22 σταθηφωτάτη τὸ φρόνημα] τὸ

φρόνημα σταθηρά.

164, 4 η προς μέγα τύχης αὐτον ἐξῆρεν ἐν ἐλπίσιν] ηπερ ἐν ἐλπίσι προς μέγα τύχης αὐτον ἐξῆρε 15 ἐπ' αὐτῷ θάλποντες] θάλποντες ἐπ' αὐτῷ 17 η σπουδη σπουδη 22 ὑπερέτρεφε] ὑπέτρεφε 32 ὅτι καί] ὅτι.

165, 8 παραθαρρύνων λαμπραίς] λαμπραίς έκκαλού-

μενος 17 τον] το.

166, 1 γοῦν ] οὖν 11 οἱ δέ γε] οῖ γε μὴν 13 τὸν T. διαφυγὸν ] διαφυγὸν τὸν τ. 19 τῶν ἐναντίων ] τἔ in ras. 23 ἐπιχειρήπασιν ] προσήδρευσαν 24 τύραννος ] τυραννῶν 27 προσεδρίας ] προσεδρείας, quo d scripsi.

167, 2 παραστο.] στο., sed παρὰ s. v. m. r. 5 ἀπολιπόντες λιπόντες 7 μόνων] μόνον 12 προσπεφεύκασιν] προσπεφεύγασιν, quod scripsi 18 μεν οὖν] γοῦν μάχας] λόχους, ut videtur, pr. 20 [Pως] ξως 22 τέλος καὶ] καὶ τέλος 29 ἐπηκόλουθον] ἐπηκολούθουν 32 πρόφασις post τοῦτο.

168, 1 σ. καθ' ἡμῶν] καθ' ἡμῶν σ. 10 τε] s. v. ead. m. 17 τὸ] bis om. 18 ταύτας] ταύταις 21 καὶ τὴν] τὴν δὲ 25 δ'] δὲ 26 ἀλλὰ καθαρῷ] ἀλλ' ἀκριβεῖ 28 κατέσχεν] συνέσχεν 32 κατὰ] om.

169, 8 ἐπηνέχθη] ἐπήνεκτο 15 τροπαιοφορῶν] τροπαιοφόρος 17 ούτοσι] ὁ τῶν ταυροσκυθῶν 18 τις συγκίνησις ἔθνους ἔθνους συγκίνησις 21 Ούννικὸν] οὐνικὸν in seqq. ubi ἀνασώσασθαι Duc.] ἀνακτήσασθαι ή δ'] τὸ δ' δεδούλωτό τε] καὶ δεδούλωτο Σαρακηνοῖς, καὶ οὐχ] οἱ δέ γε σαρακηνοὶ οὐχ τε καὶ οὐτοι] καὶ οὖτοι 28 Χωρασμίων] χορασμίων, ut est p. 171, 27, quod dedi Μηδίας καί τινων ἄλλων] μηδίας τε καὶ ἄλλων τινῶν 31 μετεπέμψατο] προσεκαλέσατο.

170, 9 δ'] addit ξφειστήκεσαν] ξφειστήκεισαν
15 στράτευμα] στρατεύματα 16 ξγχειρίσας] πιστεύσας
21 κατὰ δὲ τῶν περισ. στρ.] τῶν δὲ στρ. τῶν
περισ. 24 αὐτοῖς] addit 25 λεηλασίαν] λεηλασίαις
26 τῷ Μούχουμετ ante συρρήγνυνται 27 'Απασχὰν] ἀσπαχὰν 28 καὶ Σαρ.] σαρ. 30 Ταγκρολίπιξ] ταγγρολίπιξ, ut antea, et 171, 3 Ταγκρολίπικι] ταγγρολίπικι. Στραγγόλιπις, ιδος, Nicephoro Bryennio 4 ἐκ τούτων] ἐντεῦθεν 6 ὁμογενέσι] ὁμογενέσιν, quod scripsi
10 ἐξέπεμψε] ἐξέπεμψεν recte 12 Βαασπραπάν] βαασπραπάν fere 18 ὁ γοῦν Κ. πρὸς τὸν Ταγκρολίπικα ἐπανελθὰν] ἐπανελθὰν οὖν ὁ κ. πρὸς τὸν ταγγρολίπικα ἐπανελθὰν] ἐπανελθὰν οὖν ὁ κ. πρὸς τὸν ταγγρολίπικα 20 διηγεῖται] διηγεῖτο 23 Ταγκρ.] ταγγρ. 26 Πάσαρ] πασὰρ ut 32 27 Χωρασμίων] χορασμίων 30 αὐτὸν et mox δὲ om.

172, 4 πᾶν] ἄπαν 9 Βαασπρακᾶν] βαασπρακὰν, fere  $\mathbf{A}$  10 ἐδήλωσε] δεδήλωκε 19 εἴποιμι] εἴπω 21 ν] γοῦν 22 ἐφόδου] ἐφόβου, sed m. rec.  $\beta$  mutatum in δ τὸν ἑλεῖν αὐτὸν 25 κάτοικοι] ἔποικοι 26 ἀπο- άξαντες] ἀποσφάξαντες, sed margo m. r.  $\varphi$ ρα 28 ἀψ-

χηγὸς] στρατηγος 29 ἀντεχομένους] ἀντικαθισταμένους πολιορκία] τῆ πολιορκία.

173, 2 πρατούσι της πωμοπόλεως] πρατουσ (quod compendium significat ιν, ut paullo post in εὐρήπασιν) sed margo m. rec. τῆς πωμοπόλεως 3 πατανάλωτο] πατηπάζωτο πυρί] τῷ πυρί 18 τοῦ Δ. μαθὰν] μαθὰν τοῦ λ. 19 μέντοι] τοι s. v. ead. m. 22 αὐτῶν post σπονδάς 23 γενέσθαι] γενήσεσθαι δωρεὰν] δῶρον 26 πρέσβυν] πρέσβ $\ddot{\nu}$  28 πάλαι ἡν παρ' ὅπερ] ὅπερ πάλαι ην παρ' 29 σύγκελλος] margo m. rec. σύγγελος 32 eneivos] addit.

174, Ι μεγάλην πόλιν] μεγαλόπολιν 3 τε] om. 5 τὸ τῶν Τούρκων γένος] τὸ ἔθνος τῶν τούρκων 15 γένους] υ s. ν. ead. m. 22 ῆκειν λέγων] invertit 23 Μονομάχω βασιλεῖ μονομάχω 25 τῶν πόλεων φοιτήσας τῶν πόλεων.

175, 2 κωλύση] κωλύσει 9 κεκουστάλλωτο] κεκου-

1(3), Ζ κωλυση | κωλυσει 9 κεκουσταλλωτο | κεκουστάλωτο 15 ποτίμων | πομάτων 19 γοῦν | οὖν 23 τούτων δ' | τούτων 27 ἀφαιρεθεῖν | ἀφαιρεθεν. 176, 5 καὶ ἐπιστήσας στρατάρχας αὐτοῖς | καὶ στρατάρχας αὐτοῖς ἐπιστήσας 9 ῆκασιν | ἀφίκοντο βαίνειν | πορβαίνειν 13 συνεταγμένην | συντεταμένην όδοιπορίαν | πορίαν 18 στράτευμα | στρατεύματα 29 Βόϊλας | βοίλας, quod scripsi 30 γλώσσαν | γλώτταν. 177 13 γνησικονείτω | ανακικονέτων 15 δώτως |

177, 13 γυναικωνίτις] γυναικωνίτης 15 βάσιμος]

om. 20 ήδει] ήδη 32 ἀνέτως] ἄνετος.
178, 1 καν και] καν 5 αὐτοφόρω αὐτοφώρω
10 καὶ ἐλ.] καὶ in marg. m. rec. 18 Κυνηγεσίου] κυνηγίου 21 βασιλείους] βασιλικούς 26 ἀπετείχιζον] ἀπετύχιζον 30 ἀπαθῶς] ὀφθῶς.

179, 1 γήρα γήρει  $\vec{3}$  ἀνδρικῶς  $\vec{α}$  ἀνδρωδῶς  $\vec{7}$  τὴ  $\vec{7}$  τῆς  $\vec{6}$  δὲ 11 ὅμηρον  $\vec{7}$  ὅμηρα 12 δοθεῖσαν] pr., ut videtur, τινα, quod praecesserat 15 χωρη-γίαν] χορηγίαν 16 η μαλλον] και 17 και βασίλισσαν σεν αν] τάχα την έρωμένην ταύτην άνεῖπεν αν και βασίλισσαν 20 δμηρίας δμηρείας, quod dedi 23 έξεμετρήθη ] έκμεμέτρητο.

180, 2 ποιλώμασιν] ποιλότησιν 7 λέγος] τέλος 9 καὶ]  $\ddot{\eta}$  10 τοσοῦτο] τοσοῦτον 11 μήτ' ἀπταίστως ορθογραφεῖν] om. 13 διοίπησιν] in marg. supplet m. rec. 14 ἀπέδειξεν άπάντων] ἀπάντων ἀπέδειξεν 26 πολιτικόν πραγμάτων] πολιτικών 28 κἀκεῖνοι] om. 30 τὸ βιώσιμον] τὴν ζωὴν.

181, 9 είς] πρὸς 17 ὀπτὰ initio versus additum m. τες. 19 rubro col. superscriptum; + μοναρχία τῆς βασιλίδος θεοδώρας + τῆς αὐταρχίας πρατήσασα] μοναρτήσασα 27 τὸ πάλαι τῷ βασιλεῖ Μιχαήλ ὑπηρετήσαντι] τῷ ὑπηρετήσαντι πρώην τῷ βασιλεῖ μιχαήλ 32 αὐτο-

πρατές] έγπρατές, sed marg. m. rec. αὐτοπρατές.

182, 1 ὀλιγώρως] ως additum supra v. m. rec. 2, 3 ἐθνη — κεκίνηντο] ἔθνος — κεκίνητο 9 ἐπεὶ δὲ] δὲ addit marg. m. rec. 16 τηρήσει] post αὐτοῖς 19 μεταχέφησιν] in summa pagina suppletum m. rec. 21 δ] η
29 ἐξέλιπε ἐπέλιπε 31 his rubro colore superscr.: βασιλεία τοῦ στρατιωτικοῦ μιχαήλ + οὖν | οm.

183, 18 μάγιστρόν τε] μάγιστρον 21 δοκῆ τὸ γέτος τὸ γένος δοκῆ 31 φιλοτιμώτατον] φιλοτιμότατον.

184, 2 ἐπαγαγεῖν] εἰσαγαγεῖν 5 γὰρ] om. 7 ποιησάμενοι] ποιησάμενος 18 ἐπιτεύξασθαι] ἐπιτεύξεσθαι, quod dedi 24 τέλος] τέλους 25 αὐτῷ] αὐτοῦ 26 ἐπιγελῶντες αὐτῷ] ἐπιχλευάζοντες αὐτὸν 30 δ ἐμπαροινηθέντες] δὲ παροινηθέντες.

185, 9 έλέανεν έν] έλέανε 15 έδοξεν οὖν] έδοξε δ' Βουέννιον] βουένιον ut 26, 31 et in seqq. 31 τοῖς στρα-

τιώταις τὰ σιτηρέσια] τὰ σιτηρέσια τοῖς στρατιώταις.

186, 2 αὐτοκράτορος] κρατούντος 8 προσαρράσσει] προσαρράττει 10 τῶν Δυκαόνων] λυκαόνων
15 τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐκκόπτει ἐκείνου] ἐκκόπτει ἐκείνου τὰ
ομματα 20 ῆπτοντο] εἴχοντο 32 τὸν πέλας προφθάσαι] προφθάσαι τὸν πέλας.

187, 7 ἔχη] ἔχοι 10 αὐτῆ] αὐτῷ.

188, 2 έπεμειδία] προσνενέμητο 6 βούλημα] βούλευμα 10 Δέων] om. cum lacuna eiusdem spatii 6 δοφώτατος] 6 17 έθορυβήθη] έθορύβει 20 αὐτον] om. 31 άρχήν] αὐταρχίαν.

189, 4 ένίους στρατηγικας] στρατήγιδας 7 καταδημαγωγήσω] -σει, sed ω supra ι m. rec. 20 οὕτως αὖθις]
οὕτως κάγὼ δι' ὑμῶν] κάγὼ 21 ἀνατίθεμαι ὑμῶν]
invertit 22 τῷ ἀνδρὶ] τἀνδρὶ 23 οὖν] νῦν 29
μεμαθήκεσαν] μεμαθήκασι 30 ἄπασιν ὡς] ἄπασι
32 τὴν] addit.

190, 12 εταιφειῶν] εταιφιῶν 15 αυτοῖς] om. 21 σκῆψις] σκήψεις 29 ὑπογεγράφασιν] ὑπέγραψαν.

191, 12 βασιλείων] ἀναπτόρων 18 rubro col. superscr. βασιλεία ἰσαακίου τοῦ κομυηνοῦ + 19 καὶ οὐ πολὺ ἐν ἰδιωτικῷ σχήματι βιώσας] καὶ οὐ πολὺ βιώσας μετὰ τὴν ἔκπτωσιν 24 βασιλείαν] βασιλείαν ἐχαρίσατο 29 δὲ πατρ.] πατρ. δὲ 31 τιμαῖς] καὶ τιμαῖς.

192, 6 ἀποξενώσας ἀμφοῖν τὸ δημόσιον] om. 8 δὲ] δ'
12 βασιλείοις] δημοσίοις πράγμασιν] χρήμασιν margo
m. rec: 20 ἀνατεταμένον] ἀνατεταμμένον 26 τοῦ]

supra v. m. rec.

193, 4 δαπάνην ἀπονέμων] ἀπονέμων δαπάνην 6 ἐνεόχμου] ἐνεώχμου 7 δημωτικοῦ] δημοτικοῦ 10 τοῖς σεμνείοις] σεμνείοις 20 αὐτὸν] addit 26 τῆς τοῦ δεοῦ λόγου Σοφίας] τῶν ἰερῶν ἀνακτόρων 30 αὐτὸν] om.

194, 8 πατριάρχης] ποιμενάρχης 18 ἐπὶ μ. ἐμπρέψαντι διοικήσεσι] διοικήσεσιν αnte ἐπὶ μ. 20 ἀνέθετο πρόνοιαν] οἰκονομίαν ἀνέθετο 21 ἄπερ] ὰ 22 ἐθέλων] θέλων 28 τε] τ'.

195, 12 το om. 26 περιίστανται] περιίσταντο

32 γαφ] om.

196, 9 φρίκην] om. 11 ἄσθμα] ἄσθμα 14 δοῦκαν] δούκαν 16 ὁ δέ γε Θρακήσιος] ὁ Θρακήσιος δὲ 21 δὲ] δ' 29 δοῦκα] δούκαν, compendio quod αν significat scripta altera syllaba.

197, 9 in iis quae vulko adduntur σώφοων τε] σώφοων γάρ ποτε νοσήσαι] γὰρ νοσήσαι ποτε 7 καὶ τῶν εἰκότων μὴ τυγχάνειν] καὶ μὴ τῶν εἰκότων τυγχάνειν 8 his rubro col. superscr.: βασιλεία κωνσταντίνου δούκα + 9 πρόεδρος δὲ] πρόεδρος 18 συνομ.] συνωμ. 20 ἐκεῖνος ἀπελεύσεται] ἀπελεύσεται ὁ πρατῶν 32 πλοια-

elou] post hoc dimidium fere versum vacuum relictum, sequente initio proximi δύσις, recentior corrector, qui pleraque in margine scripsit, explevit verbis εν' αὐτὸ κατα—

198, 7 οὖτω] οὖτη, quod videtur esse οὖτως, ut 8 ὅπη 9 μόνη] οm. 10 οὖτος ὁ βασιλεὺς ηὔχει μὲν] ηὔχει μὲν οὖν ουτος ὁ βασιλεύς 27 αὐτῷ γένοιντο] invertit 31 λογοπραττοῦντα] λογοπραγοῦντα, quod dedi.

199, 16 καταπονείσθαι] ταπεινοῦσθαι 17 τὴν ἡγεμονίαν μειοῦσθαι] μειοῦσθαι τὴν ἡγεμονίαν 24 καὶ] δὲ καὶ 25 γένους] γένος et ou s. v. r. 26 πλήθους] πλήθος et ouσ s. v. r. 32 τὸ] τὸν.

200, 5 ὁ λόγος] ὁ πολὺς λόγος ὑπὸ ἐξήκοντα χιλιάδας] ὑπερεξήκοντα χιλιάδες recte, ut videtur 9 ở'] δὲ 15 τῆς μὲν πόλεως ἐξεδήμησε] ἐξεδήμησε μὲν τῆς πόλεως 17 ἑαυτοῦ] ἑαυτῷ, et οῦ margo r. 19 καταστροφή] ἄφνω καταστροφή 20 λοιμοῦ] λἴμοῦ, sed ut o sub ε appareat 26 πανταχόθεν] πάντοθεν 27 καὶ τὴν] τὴν et καὶ s. v. r. 29 τῆς βασιλείας ἐπράχθη τούτου] τῆς βασιλείας τούτου ἐπράχθη 30 πρὸ δὲ τούτου] πρὸ τούτου δὲ σεπτεμβρίου] σεπτεβρίου hic ut A semper.

201, 1 ἔργον] ἔργον γὰρ 2 τε καί] καί ματος άξιον δαυμάσιον και δ] ότε και δ 15 Κων-18 δέ δ' σταντινουπόλεως πωνσταντίνου 19 σεμνείοις] μοναστηρίοις τε την την 20 μοναχικόν | μοναδικόν 21 διανύσας | διαρκέσας 25 αυτού καταλέλοιπε τρισίν υίέσιν τοῖς υίοῖς καταλέλοιπε τρισίν ούσιν 28 Κωνσταντίνον πωνστάντιον πορφυρογεννήτης πορφυρογέννητος haud dubie rectius, etsi utrumque ponit etiam Ducangius, fingens alterum ex genitivo, qui est p. 198, 16 et alibi. Non minus singulari forma Theodorus Prodr. in Maii Nova Patr. Bibl. vol. 6, part. 2, p. 414, 1. 8: Πορφυρογεννής εύτυχής Ίωάννης. Qua forma recte simplici scripta quum infra p. 257, 1 utatur Zonaras: Παρ' είνου τοῦ πορφυρογενοῦς αὐτοκράτορος, fortasse hic oque ad alteram aberrarunt librarii.

202, 4 δοκούση] δοκούσης 12 τούτοις] ἐπὶ τού-20 εἰ] ἢ 21 αὐτοῖς] αὐτοὺς 23 rubro col. superscr. βασιλεία της βασιλίδος εὐδοκίας: τας τε et

τάς marg. r.

203, 8 Μελιτινήν] μελιτηνήν 14 προστήσηται] προστήσεται 21 την ίσχὺν in fine versus et ἀπαράμιλλον initio sequentis eadem manu in marg. scripta 24 λαμπροῦν] λαμπροῦ 25 ἐπὶ τοῖς ἀνδραγαθήμασιν] ἐπὶ ἀριστεύμασιν 28 κατεκρήμνισε] κατεκρήμνησε. Tum quae addebantur et sequentia usque ad ἀξιώματι ita exhibet: ἕνα μὴ ἐκφῆναι ἀναγκασθείη τοὺς συνίστορας ἐταζόμενος τετίμητο δὲ ὁ διογένης οὖτος ὁ ξωμανὸς τῷ τῶν βεσταρχῶν ἀξιώματι 32 ἐζώγρησεν, ἀν] ἐζώγρησε, καὶ.

204, 2 γράψαντος δὲ] γράψαντος 5 τεθνάναι τὸν αὐτοκράτορα] haec in vacuo spatio quod in codice reliquerat librarius scripsit recentior corrector qui τεθράναι (sic) in priori et τὸν αὐτοκράτορα in altero versu posuit 12 εἰσηει τοῦ ἀνδρὸς] τοῦ ἀνδρὸς εἰσηει 16 ἔλαβε τοῦ ἀνδρὸς καὶ αὐτὴν] ἔλαβε καὶ αὐτὴν τοῦ ἀνδρός 20 Καππαδοκίαν] καππαδοκῶν 22 ἤδη] ἤδη δὲ 26 ἀφέλητοι ἀφέληται syllaba ται compendio expressa 28 τῶν περὶ αὐτὴν ἐκτομιῶν] ἐκτομία τῶν περὶ αὐτὴν κοινοῦ-

ται] έκκαλύπτει 32 έρων] έρώη.

205, 3 τοῦ ὅρκου τὸ χειρόγραφον ἀποδοῦναι τῷ βασιλίσση τὸ ἀποδοῦναι τῷ βασιλίσση τὸ τοῦ ὅρκου χειρόγραφον 5 αὐτῷ] τῷ βασιλίσση 6 μὲν] οm. 9 ἀπόπειραν] διάπειραν 10 προσκαλούμενος] προσκαλεσάμενος 11 τούτων] τοῦτον 13 τῶν] om. 15 αὐτὰ τὰ ἀγχίθυρα] αὐτῷ τῷ σῷ μεγαλοπόλει ἀγχίθυρα 17 βασιλέα τεθνεῶτα] invertit 21 ἐσχηκῶς] εύρηκῶς εὶ δέ τινες καὶ ἀντέλεγον] ἀντέλεγε, sed infra versum paginae ultimum r. manu εἰ δέ τινες καὶ ἀντέλεγον 30 Διογένης] ὁ διογένης.

206, 1 rubro col. superscr. βασιλεία δωμανοῦ τοῦ διογένους 23 βασιλείων] βυζαντίων, sed βασιλείων margo r. 25 δὲ] δ ἐπείγετο] ἐπήγετο 28 οὐκ] καὶ οὐκ, sed

καί lineola notatum r.

207, 1 δομήν] ἀλκήν 2 διέκειτο] διέκειντο 5 τῆς] τοῖς pr., τῆς r. βαρβαρικῆς] βαρβάροις pr., ex quo βαρβαρικῆς fecit corr. r., qui etiam vacuum in fine paginae

versus ultimi spatium explevit verbis διελών στρατιάς 11

έπανήεσαν] απήεσαν 26 πτοίαν] πτοΐαν.

208, 8 ἐπενεγκών] ἐξενεγκών 18 ἀποσχόμενοι] απεχόμενοι 22 πρώην δειλίας ἀπέθεντο ἀρκοῦν in vacuo versus paginae primi spatio eodem modo supplevit corrector quo alia paullo ante.

209, 3 κατ. πλείω] invertit 12 πỹ — πὴ] νῦν — νῦν 13 καὶ αὐτὸς] αὐτὸς 22 βάοβαροι] ἐναντίοι

29 ίεντο] ίεντο 30 εύθυν.] εύθην.

210, 1 ἐπέλευσιν] ἐπέλασιν 2 ἐπεποφθηκέναι] ἐπεποφθηκότας 3 κατάληψιν] ἐπέλευσιν 4 Κατατουρίω 8 πεδιάδα] παιδιάδα, sed ε s. αι r. Αφμενίσις ἐνέπεσον] τούφκοις συνέμιξαν ex praecedentibus, alterum margo r. 16 έξ. π.] 5 φ 32 αὐτὸν] αὐτὸν δὲ.

211, 5 κατ' αὐτῶν ἐβουλεύσατο αὐτίκα χωρῆσαι] ὅλος ἡν τοῦ αὐτίκα χωρῆσαι κατὰ 13 ὁ δὲ δείσας] διὸ δείσας ἐκεῖνος 17 τριήρει τῆ αὐτοκρ.] αὐτοκρ. τριήρει 18 οὐ πάνυ μὲν] μὲν οὐ πάνυ 23 τεκμήριον οὕτε τῷ] in spatio quod vacuum relictum erat supplet r. 29 προήει] περῖήει.

212, 1 χαλινούς] χαλινά τούτω] τοῦτο 2 ἐκεῖθεν θὲ] ἐκεῖθεν 3 Αλην] ἄλυν 4 κουὰν] κούαν, ut cedrenus 8 τε] om. 9 αὐτῷ] αὐτὸ 23 ἐπ΄] εἰς 27 δειλίαν] δουλείαν, sed ει super ou r. 28 Βουεννίου]

βουενίου, et infra,

213, 2 εν προμάχοις κατά τῶν εναντίων] κατὰ τῶν εναντίων εν προμάχοις 4 ἔστρεψαν] ἔτρεψαν 9 ζω-γρηθείς] ζῶν παραληφθείς οὔτε δ'] οὔτ 11 προσήνεπο] προσενήνεπο 13 δυνάμεις] αὐτῷ δυνάμεις 14 δὲ] δὲ καὶ 15 ἀντιπ. τῷ βασιλεῖ τῷ βασιλεῖ ἀντιπ. 19 εὐθὺς οἱ Τοῦρκοι] οἱ τοῦρκοι εὐθὺς 20 ἔβαλον] ἔβαλλον, quod dedi 27 μετεκαλεῖται] μετεκαλεῖτο 28 Ταρχανειώτης] ταρχανιώτης 29 Σουλτὰν] σουλτάνου ut A, non item p. 214, 3 30 καὶ τὸν] τὸν.

214, 8 διαλέξασθαι] διαλέξεσθαι 9 πατασκηνωσάτω 14 ἀπήγγελον] ἀπήγγελλον 20 τῆς μάλης ὑπερτεθείσης] διὰ ταύτην ἐκεχειρίας δοθείσης 21 δύνα-

μιν προσ.] προσ. δύναμιν 24 τὸ αἰφνίδιον διεθρόησεν] διεθρόησε τὸ αἰφνίδιον 25 οὕτω] οὕτως ἔστησαν καλ.] οm. 26 αὐτοῖς] αὐτῶ 28 δείλην] δήλην 30 δείσας] καὶ δείσας.

215, 1 την στρατιάν] τη στρατιά 3 εποιούντο] εποίουν, quod dedi 4 παρατάξεις] τάξεις, quod dedi 13 ο βασιλεύς θεασάμενος] θεώμενος ο πρατών 28 Σουλτάν] σουλτάνφ 30 "Αξαν] άξαν 31 διπαιοσύνη

καὶ μ.] μ. καὶ δικαιοσύνη.

216, 3 αὐτοῦ] αὐτῶ 7 κατὰ] ἐπὶ 10 σοι οὐχ] οὐχ ut A, opinor, etsi non notavit Haasius, ut ex sequenti apud eum σοι colligo βασιλεῖ] βασιλεῖ σοι ut A 13 λύει τε] λύει 16 εἶτα] om. in vacuo spatio 17 ἐπὶ] ἐπὶ 20 ὅτε] ὁ δὲ Θεοδοσιόπολιν] θεοδοσόπολιν.

217, 17 ὅπεο] ὅ addit r. 20 σφετέρων υίέων] οἰκείων υίῶν 27 Διογένην] διογένη 31 τὸν Διογέ-

νην ούτος] ούτος τον διογένην.

218, 2 γοῦν] οὖν 4 προσμίγνυται] συρρήγνυται 6 εἰς "Αδαναν] in marg. r. 7 περικαθίσας δὲ] καὶ περικαθίσας 13 πάσεται] πείσεται 18 τοῦ Δ. ν.] bis posita, deinde altero loco deleta r. 20 ψῆφος βασίλειος] βασίλειον ψήφισμα 21 κελεύουσα] ἐγκελευόμενον 29 σκήψεως] σήψεως.

219, 1 παρά] quum π' pro περί habuisset corr., παρά posuit in marg. 6 ὁ βασιλεύς post ἀνειμένος 8 δεῖ] δη 9 Καῖσαρ] ὁ καῖσαρ 10 ἐτύρευσεν] ἐποίησεν 12 sequentibus rubro col. superscr.: βασιλεία μιχαὴλ τοῦ υίοῦ τοῦ δούκα: δὲ] δ'.

219, 19 [Ιελοπονήσου] ν alterum s. ν. ead. m. τοῦτον] τούτων 20 ἔφθασε] ἔφθη 28 διοίνησις ὑπὸ]

in vacuo spatio scripsit r.

220, 10 τούτοις] τοιούτοις 13 οὕτως] οm. 17 ἀπελ. βασιλείαν] invertit 18 οἰπτίστω θανάτω] οἰπτοώ, et οἰπτίστω θανάτω margo r. 32 προσέμισγε] καὶ ἐμάτχετο addit.

221, 3 μεν] om. 10 ἀμνηστίαν] suppletum in marg. r. 14 ξάλω] ήττήθη ex v. 13, ξάλω margo r.

17 ιετο] om. 21 ὁ δὲ βασιλεύς] καὶ ὁ βασιλεύς 22 τὰ ὅπλα κατάθοιτο αποσταίη τῆς ἀπονοίας τοῦ ἀποστάτου 23 αὐτοῦ] αὐτῶ, satis commode.

222, 6 δ' δε 7 αποντες οι περί τον φουσέλιον addit 15 μεταθέμενος περιθέμενος 16 δε δέ γε

26 οὖν] γοὖν.

223, 4 τούτον τοίς περί αὐτοῦ λέγουσιν] τούτον οίς περὶ αὐτοῦ διαλέγοιτο εἴπη] εἴποι 6 Χροβάτων] χορβάτων et χροβάτων margo r. 10 κατεσχημένων] κατισηημένων 14 δουξ] δουξ δε 20 ει αὐτῷ] ει 21 ἐκδοθείη Ν.] ν. ἐκδοθείη 27 αὐτῷ] τῷ βασιλεῖ μιχαήλ.

224, 6 λόγους] λόγους τάχα 10 ἄντικου] ἄντικους, quod dedi 11 τούτου] τούτων 13 παραδιδόναι] δι-

 $\dot{\delta}$ όναι 24 M-N]  $\mu \dot{\tilde{v}} - \nu \tilde{v}$ .

225, 1 Βουέννιος βουένιος hic et infra 23 αντι-

κου ] ἀντικου 32 ἔφθη] θ s. v. r.

226, 1 καταλειφθέντες] καταληφθέντες 3 δὲ καὶ] δε 6 μεταστηναι] μεταναστηναι 7 τῷ ἀδελφῷ ο φου - omissa in versu paginae secundo in summo margine supplevit corrector r. 13 προχειρίσθη προεχειρίσθη 18 Κουτλουμούς πουλτουμούς hic et 227, 3 22 ἀπαγγελθέν] ἀγγελθέν et χαλιφά pro Ducangii χαλυφά, ad quod tacet Haasius 23 παρά] παρ', quod dedi 24 Μαχουμέτ] μουχούμετ 25 ενέβαλεν] επεῖνον ενέβαλεν 30 ἀφέξεσθαι] ἀποσχέσθαι 31 ἀναπο.] ἀπο., et ἀν superαr.

227, 6 προυδέδοτο] προδέδοτο 7 παρά] περί perspicue αὐτῆς αὐτοῖς 8 ἐθελονταὶ αὐτῷ αὐτῷ ἐθελουταλ 9 μεγάλης πόλεως] μεγαλοπόλεως 11 έχω-ει] έχωρουν 12 παμπληθεί] παμπληθεί δημοτικόν ταύτης ] ταύτης δημοτικόν 14 έν] om. 20 φρατρίας] φατρίας 22 προς τον] προς 24 βασιλευούση] βα-τίσση 28 μησί τοσούτοις] τοσούτοις μησί 30 τοῦ

. ζάρου] om. 31 πυρίου καὶ θεοῦ] πυρίου.

228, 1 ούτω της βασιλείας έκπεπτωκότας] της άρχης ι ως έκπεπτωκότος 2 την αὐταρχίαν  $\delta B$ .]  $\delta \beta$ . την ιλείαν 9 προπέμψας πέμψας 12 sequentibus το col. superscr. βασιλεία νικηφόρου τοῦ βοτανειάτου: 14 ταινία β.] β. ταινία 15 παρέσχε τὸ] παρέσχετο
21 αὐτῷ συναρ.] συναρ. αὐτῷ 25 τὰ] om. 27 οὖν
οὐδὲν] οὐδὲν οὖν εἰρηνικῶς] οὐδὲν post hoc repetit

29 νωβελίσιμον ] νωβελλίσιμον.

229, 2 πολλών τε καὶ ἀγαθῶν] πολλαζς τε καὶ ἀγαθαὶς 7 καὶ ἡ μὲν] ἡ μὲν οὖν 9 καὶ οἱ Β. κατὰ τοῦ βασιλέως] τῷ βασιλεῖ καὶ οἱ β. 12 βασιλεῖ τούτῳ] βοτανειάτη πάλαι 13 ἐμνηστεύοντο παρθένοι] παρθένοι ἐμνηστεύοντο βασιλεύσαντι καὶ ταῦτα οὕτι παρήλικι 14 τοῦ Δούκα] κωνσταντίνου τοῦ δούκα 15 ἤθελεν ἀγαγέσθαι] ἀγαγέσθαι εὐδόκει 17 γοῦν] δὲ 20 Μαρίαν] post hoc τὴν τῷ πρὸ αὐτοῦ συνοικήσασαν] οm. 23 ἰεροσύνης] ἰερωσύνης, quod dedi 27 ἡγάγετο] εἰ μὴ καὶ μᾶλλον addit 32 ἔνειμε] ἐνείματο.

230, 7 μεταπέμπεται] μετεπέμπετο 8 Πατζινάκους] πατζινάκας 11 νωβελισίμου] νωβελλισίμου 19 ήσαν

χείρας χείρας ήσαν.

231, 6 καὶ διὰ γῆρας διὰ γῆρας 7 φυσικὴν χ.] χ. φυσικὴν 8 πάνυ τι] πάνυ 9 μητροπολίτην] περὶ οὖ προϊστόρηται 12 Βόριλος βορίλος ut Wolfius, quod dedi, etsi ad Parisinae βόριλος tacet Haasius. Βορίλαν omnes p. 228, 9, Βορίλας Niceph. Bryennius p. 97, C; 98, Α. Inter omnes has formas variant libri Annae Comn. 16 ἐκείνοις] ἄπασιν 25 εἰς] εὶ εἰς 27 εὐπορεῖν χρημάτων] invertit 28 τῷ β. χρῆναι] χρῆναι τῷ β.

232, 6 ὑπισχνούμειον] ἐπαγγελλόμειον 9 οί δὲ Κ.]
οί κ. δὲ 10 τετίμηντο καὶ ἐστέργονιο] ἐστέργοντο καὶ
τετίμηντο 28 πάνυ τι] τι 29 τὴν βασιλίδα κ.] τὴν
βασιλίδα κ. τῶν πόλεων 31 παρά τινα] περί τινα.

233, 1 Νέμετζοι] νέμιτζοι bis, ut omnes infra et supra 212, 5. Itaque hic quoque praetuli, quod est etiam apud Annam Comn. p. 62, Β; 63, C δ' οί] δη 6 ἄντιπου ἀντιπου 7 πουσέβαλον] πουσέβαλλον, quod recepi 11 τείχει] ἔξω τείχει 13 είς] ποὸς, ut v. 12 16 συνομόταις 17 ἰδόντες] ὡς εἶδον 18 περίβολον] ante hoc lacuna eiusdem spatii 20 πληθύος] πλήθους, ους per compendium, sed acc. super ή.

234, 3 άγίων παναγών 5 έκχέαντες έκχέοντες

6 συνήντων] συνόντων 7 δὲ] δέ γε ut Α 8 εἴων post μέσαις 10 ἐπράττοντο] ἐπράττετο 15 σφόδρα] πάνυ καταλείφθησαν (sic)] περιελείφθησαν 17 τοσοῦτον] οὕτω 18 εί] οί 24 τὴν δὲ] τὴν τῆς 27 πείρεται] πείρεταί τε 30 ταφεὶς παρ' αὐτῆ] om.

235, 1 τούτοις] τούτων 2 προεισόδια] προσόδια 4 ήδη] his et seqq. rubro col. superscriptum: βασιλεία ἀλεξίου τοῦ πομνηνοῦ + 12 δ] δὲ 14 πολλῶν τοῦ Β. πράξεων σρολὴν] σχολὴν πράξεων πολλῶν τοῦ β. 18 τοῦ καιροῦ] τον καιροῦ 19 ὑπ' ἐκείνου] ἐκείνω βασιλικῶς] οπ. 20 γράμματι βραχὺ συλλάβω] βραχυσυλλάβω γράμματι τυραννικῶς] οπ. 21 βασιλικὸν ἀναδεῖται διάδημα] ἀναδεῖται βασιλικῷ διαδήματι 22 νενέμηνται] νενέμητο αὐτοῦ] αὐτῷ 28 αὐτῆ] αὐτὸ, quod recepi et vix credam aliter legi in A 31 δ' αὐτοῖς] δὲ τῷ βασιλεῖ.

236, 11 συμβιβάσει] συμβάσει 12 Θεσσαλονίνην εἰς κατοικίαν] θεσσαλονίκης ἀπένειμον] ἀπένειμαν 13 αὐτῷ] αὐτοῖς 15 τηλικούτῷ] τηλικῷδε 18 ταμεῖον] ταμεῖον 25 Κωνσταντίνῷ τῷ Δούκᾳ] κωνσταντίνῷ 31 Ἑβδόμου] βοτανειάτου ex v. 32.

237, 2 αὐτῆς] αὐτῆ 13 μεταχειρήσει] μεταχειρίσει hic et 22 19 τι νὰ] οπ. ἀντεκατέστησαν] ἀντικατέστησαν 23 ἢ γωνία μᾶλλον] μᾶλλον ἢ γωνία 26 δ'] δὲ 28 ὀνομαζόμενος] ἀνομασμένος.

238, 9 οι δε βάρβαροι οι βάρβαροι δε.

239, 7 [Ρομπέρτου] δουμπέρτου 9 ἐπανίστανται] ἐπανίσταντο 10 ἑφαν] έφαν πᾶσαν 11 καὶ οὖτος] οὖτος 15 τὴν Σάμον] τήν τε σάμον 23 ἐπανεσώ- θησαν ἡγεμονία] ἡγεμονία ἐσώθησαν, eadem m. s. v. inter ε et σ scripto πανε 28 δικαίως] om.

240,  $\hat{\mathbf{1}}$  ύπηκόων] αν ών i. e. άνθρώπων 2 δ'] δὲ 3 καὶ τὸ νόμισμα] om. 12 ἐγείνατο] γείνατο initio versus, omissa littera fortasse rubro colore appingenda 17 ώραία γάμου post ή θυγάτηρ, quod extremo versu praecedenti post ώς ascriptum eadem m. 19 αὐτῷ] αὐτῷ 20 τῷ] om. 22 κατεγγυήσας] κατηγγυήσας 25 κατ. τοῦ θείου] τοῦ θείου κατ.

241, 3 ταύτη om. 8 προσκεκρούκει προσεκεκρούκει 9 προσαχθίσασα προσοχθίσασα 14 τοῦ ἐν θαύμασι περιωνύμου τοῦ περιωνύμου εν θαύμασι.

242, 1 δ'] addit 17 τὸ] om. 18 ἀπήλασεν] ἀπήλανσεν, deleto v r. 25 σωματικήν] τοῦ σώματος.

243, 5 απεικάζεσθαι] παρεικάζεσθαι 7 πρός την ξώαν ώρμητο] om. 8 κατέπαυε] κατέπαυσε 11 πόλίν] πολιορπίαν 25 αὐτὰ] ταῦτα.

244, 1 eneivov] anguste insertum eadem m. 5 ev τῷ] om. 10 Θράκης τε] θράκην 17 διελέλυτο] διαλέλυτο 18 μη] om. et addit margo r. 23 άναικ. Duc.] άνεκ. 24 γηφοκ.] γηφωκ. 27 διδασκ.] καὶ διδασκ. 

Alioqui exspectes πραττόντων. Alterum infra, sed alia constructione, p. 252, 25: "Ανδρα τοῖς πρώτοις τεταγμένον τῶν στρατηγῶν 6 συνομόταις] συνωμόταις 7 τῷ] τοῦ 16 μεταχειρίζεται] μετεχειρίζετο 19 post σχεδον repetit ώς, cum lineola r. 25 τῷ αὐτ.] αὐτ. 26 ἐνιαυτοὺς ἐνιαυτοὺς ἐν αὐτῆ 30 δ'] δὲ 32 καὶ] τὴν.

 $24\overline{6}$ , 3 où  $\delta$  où  $\delta$  où  $\delta$  où  $\delta$  ou  $\delta$  ou γεηρών ut A et Wolfius 8 είζετο] είχε το quod dedi 10 ήττώμενος] ήττώμενος ως φασιν 14 τρέψας] στρέ-

ψας έκείνην έκεῖνον, sed έκείνην corr. r.

247, 1 Βουέννιον] βουένιον, ut 20 4 πλείονας] πλείους 7 δ' δε, ut Wolfius, et fortasse A, etsi tacet Haasius 13 σχεδον post σύμπαντας 15 δ'] δὲ 28 μετὰ τῶν] μετ' αὐτῶν pr. eadem m. corr. αὐτὸν]

αὐτῶν 31 ὑπὲρ ἀριθμὸν ὰριθμὸν ὑπερβαίνοντα.

248, 12 πολλούς] πολλὰ 17 κακώσας] κακώσεις perspicue 18 τοῦ] τὴν τοῦ 22 τὴν Ευρωπαίαν Κολώνειαν την κολώνειαν την εύρωπαίαν 25 Βαϊμούνδου] βαϊμούνδη 26 διελέλυτο] διαλέλυτο έπτα μετά, sed έπτα margo r.

249, 15 ή δὲ νόσος καὶ ἡ νόσος.

250, 1 Χερρόννησον] χερόννησον 10 άνερρώννυτο] άνερώννυτο 13 έπιτετήδευτο] τότε έπιτετήδευτο 25 δε δ' γυνεικωνίτις γυναικωνίτις.

251, 2 Παυλικιάνους] παυλικιανούς 4 Τζιμισκή] τζιμισχή 9 Βουεννίω] βουενίω 25 ἐνέβαλον] ἐνέβαλον, quod recepi 26 δὲ] δέ γε saepe sic illatum apud Zonaram, ut p. 252, 6, ubi δὲ  $\Lambda$ .

252, 1 πολλά τε άλλα] άλλα τε πολλὰ 2 κυπλοτεεεί] κυπλοτερῆ πορφυρέω] πορφυρέω τε 7 διετέτμητο]
δατέτμητο 16 μὲν] μὲν οὖν 17 'ἀπηγγέλη] ἡγγέλη
25 Καμμύτζην] καμύτζην, iterumque 253, 3.

253, 2  $\xi \varphi \epsilon \nu \gamma \rho \nu$ ]  $\xi \varphi \nu \gamma \rho \nu$ , quod recepi 15  $\delta$ ']  $\delta \epsilon$  21  $\pi o \lambda \epsilon \mu \omega$  32  $\epsilon l$ ]  $\tilde{\eta}$ .

254, 4 τοῦτο δὲ] τοῦτο 7 σουλτανικοῦ] σουλτάνου 17 σφεταιο.] σφετεο. 23 ὁ τῶν] τῶν 25 δὲ οὖν] δ' οῦν ut Wolfius et haud dubie A, etsi tacet Haasius.

255, 1 ἐκεῖ ] ἐκεῖσε 5 ὀνόμαζον] ἀνόμαζον 8 ταῦτα] περὶ ταῦτα 9 πρόρρησιν τε καὶ πρόγνωσιν] πρόγνωσιν τε καὶ πρόρρησιν 14 κεκάφθαι] κεκάμφθαι αὐτόν] αὐτὸν 23 καὶ] οί 24 ὅ] καὶ, et margo r. ὅ 25 οῦτω δὲ] οῦτω καὶ 27 εἰς] οπ. et addit margo r. 31 μὲν δ] μὲν οὖν ἐνδεκάτης] ἐνακαιδεκάτης et ἐνδεκάτης margo r.

256, 1 ἄσθμα] ἄσθμα 2 βασίλισσα] βασίλις 7 ἐκλίπειν] ἐκλείπειν 13 συναπήχθησαν] συνυπήχθησαν 14 προϋπαντώσαν] προσυπαντώσιν 15 ἢ] οξ 16 υἰέων] παίδων 20 υἰέως] υἰέος, quod recepi 25 εἶναί οί, servans ἐκλείποντα 30 νεκρῶν Ducang.] γεηρῶν.

257, 7 κηρυξάσης ταχύ τὸ πραχθέν] τὸ πραχθέν ταχύ κηρυξάσης 23 έσταλμένους] έσταλμένος 28 τοῦτον]

rovro, quod dedi.

ZONARAS V.

258, 6 πον τὰ πάντα] οπ. 8 καὶ τριάκοντα] πρὸς τριάκοντα 11 καταλέλειπτο] κατελέλειπτο 14 ἀπορεύψοντας 18 υίέως] υίέος hic et 19 δεξαμένου] διαδεξαμένου, quod dedi 27 βούλεσθαι] δύνασθαι 30 ταμιείοις] ταμείοις.

259, 8 έπεστ.] ὑπεστ. 14 καὶ βασιλέως] βασιλέως 22 μετατάξαι] μεταλλάξαι 23 οὐδ'] οὐχ 24 οἰκονόμον μόνον] οἰκονόμον 26 ἀνόμασε] ἀνόμαζε, quod

k

dedi 29 ταπεινώσαι] s. v. suppletum r. 30 απασι] πασι ήν] om. 32 θεραπόντων] ἀρχόντων. 260, 14 'Ρωμαίων] τῶν ὁωμαίων 16 πλεονάσοντος] πλεονάζοντος 21 ήτω] η fere evanuit, ut accentus tantum apices appareant 23 λείποντα νυνί] λείποντα νῦν 26 để đ'.

## CODEX PARISINUS

n. 1715 cum editione Ducangii collatus ab Fr. Haasio.

## AD VOL. I.

p. 1, inscr. 'Ιωάννου τοῦ Ζωναρᾶ χρονικόν] Ἐπιτομὴ ἱστοριῶν συλλεγεῖσα καὶ συγγραφεῖσα παρὰ ἰωάννου μοναχοῦ τοῦ ζωναρᾶ γεγονότος μεγάλου δρουγγαρίου τῆς βί-γλας (καὶ addit Vindob.) πρωτυασηκρήτις 4 μεταναστεύσοντα] μεταναστεύσαντα 5 έαυτοῦ] ἐαυτῶ 7 ἐπειδὴ] ἐπεῖ 8 στερήσας με] οm. 9 δ' ὅμως] δὲ πάντως 16 νωτοίας 7 νωθοείας.

2, 1 ὑπεραπολογήσομαι] ὑπεραπολογήσωμαι 5 κείτηται] κείσεται σοί τι] σοι κάκ τούτου πρὸς τοῦ θεοῦ κάκ τούτου 6 προσεπῆγον] προσμήδον. Quod non esse probandum ostendit vol. 2, p. 277, ε. Καὶ προσεπῆγεν ὡς αὐτίκα συνοικίσει κτλ. Nicetas thon. Hist. p. 137, B; 210, B 8 τάς τε ἄλλας] τὰς ἄλλας τε 18 δημηγορίας βημηγορίας τε 21 διαίνον] διαλόγους 23 συγγράφωνται] συγγράφοντα 24 πρὸς παρόντας] ὡς πρὸς παρόντας 25 ἐερᾶς] οπ. 28 ῥήσεσι] χρήσεσι.

3, 4 πάσιν ίσως] πάσιν 9 στρατιών] στρατιωτών

18 Τοιβαλλών] τοιβαλών 30 μήτε τὸ] μήτ'.

4 συντεθείσθαί τε αὐτὰ σολοικότερον καὶ ἰδιωτιλέξεσιν ἐκφέρεσθαι ἢ καὶ βαρβάροις ἐνίοις, ἄστε ἐνν] καὶ ἰδιωταίς ἐκφέρεσθαι λέξεσι (sic) ἢ καὶ βαρβάνὶοτε, σοντεθείσθαι τε σολοικότερον, ὥστε κάντεῦθεν

·μένος] ανειμένος.

5, 3 άμαρτίας έξολ.] άμαρτίαν ύπολ. 12 ίσως μοι]

μοι 27 σπουδαίων σπουδαίον.

6, 3 δ' αν] δε παρεμφράσω] παραφράσω έκείνων] έκεΐνον μου] μοι 5 αὐτή] αὐτή Εβραΐος] ο εβραΐος 15 τις είπεν] είπεν ἢ παρεκβ.] η καὶ παρεκβ. 16 αλλοιώτερον] αλλοιότερον μού τι] τι 17 τά τε ταύτης 29 άνελθείν επανελθείν 31 την των | την 32 της | την.

7, 12 Τουδίθ] λουδήθ Τωβίτ] τωβήτ 15 καί έξ] έξ 17 έλαβεν] έσχηκεν 19 αναγκαίως] om. 25 ἐκείνου] κάκείνου ἐκείνου θανόντος ἡ ἐκείνου β.] ἡ ἐκείνου β. θανόντος τοῖς Ἰ. ἐξ ᾿Α.] ἐξ ἀ. τοῖς ἰ. 27 Ἦκεξάνδρου] ἐκείνου 29 ὁμογενεῖς] ὁμοεθνεῖς.

8, 2 οἱ τῶν] τῶν 6 διενεχθέντων] διωχθέντων

9 είλε τῆς] είλεν 10 'Avr.] ὁ ἀντ. 13 ἐκείνου] ἐξ έκείνου 19 απέστησαν] ὑπέστησαν 24 μοι] om. 19 οίκιστής] οίκιστής 21 έθεσιν] έθνεσιν.

9, 3 άριστοπρατείαν — δημοπρατείαν - τίαν bis των ύπατειων έγ.] έγ. των ύπατειων 12 ταύτα] ταύτης 16 παρά] περί 23 έπικαταλ.] καταλ. recte

24 ώς καὶ ] ώς 26 πολέμοις τούτοις] invertit.

10, 3 καὶ εἰς] καὶ τος εἰς 6 ἐφ' ὅσον] ὅσον 7 συνέκυρσε] συνεκύρησε 15 ἦν post Χλωρὸς] post εἰς ξαυτοῦ] αὐτοῦ recte 21 μονάρχης] μόναρχος 26 ὁμώνυμον] ἐπώνυμον 30 ἐφ' ὅσον] ὅσον 32 Κωνσταντίνου πόλει iunctim.

11, 1 δόγμ. άντ.] invertit 2 ὅπως καὶ ὅπως 8 αρκτέον] non hinc, sed p. 12, 1 a θεός, ubi v. inscr., incipit liber ipse 9 άρρητον πρώτην] πρώτην 12 τήν π.] τήν τε π. annot. ήν ούν — ενθυμήσεως] om.

12, 1 θεὸς δ'] θεὸς. Ante hoc inscr.: ἀρχή τοῦ πρώτου βιβλίου ἀρχομένου ἀπ' ἀρχῆς τῆς κοσμοποιίας οὐρανίους δυνάμεις λειτουργούς] ούσιοι δυνάμεις καὶ ουρανίους λειτουργούς 11 χυθη χεθη 15 της δὲ γης της γης δὲ 18 τὸ μὲν] τὸ μὲν φῶς 20 τη ἀρχη τὴν ἀρχην τη πρώτη] πρώτη.

13, 4 οδράνιαι] οδράνιοι 5 τοῦ — δημιουργοῦ] τῷ δημιουργώ 6 τοις έγκεκριμένοις βιβλίοις ταις έγκεκριμέναις βίβλοις 12 έναποληφθ.] έναπολειφθ. στ. δέ] στ. δ' 18 τὸ post καλύπτου το post ύδωρ 30 όφθεν]

παραχθέν 32 διατυπώσας διαταξάμενος.

14, 2 περιόδοις] ανατολαίς και ταίς δύσεσι 3 παρέχοιντο δέ] καὶ σημεῖα παρέχοιντο 5 ήμέτερα] post hoc μεγάλην και άψευδή την ίθύτητα και 'ώφέλειαν om. περινενοημένως σκοπούσιν] περιεργότερον καταστοχαζομέκοις αὐτῶν 7 δὴ τῶν τοιούτων ἀστέρων] οὐκενίων ᾶπαντα δοξάζουσι] δοξάζουσι σύμπαντα 14 xai θ. xai ε. ] xai ε. xai θ. 18 αυτήν ] αὐτὸ 23 ἐνῆ-นเท สิบทุนยน.

15, 11 θεού λέγεται] invertit 18 αὐτῆς] ταύτης 19 δέ έστι] δ' έστι 21 έν] παρά 22 τοῦτο] τοῦτον 24 διεπ.] διαπ. 30 έθετο] έθετο δὲ.

16, 2 Μετέχειν] ἀπολαύειν 3 δὲ προεῖπε] δ' εἶναι προσεῖπε 6 Φεισῶν] φεισῶν πρώτω] ἐνὶ τοῦτο] τούτω 11 τίγρις] τίγρης 12 Διγλῶθ] γλῶθ 17 πάντα] οπ. ὁ δὲ] δς ὀνόματα] ὄνομα 22 Εὐέα –Ενα] εἴα bis 27 ὁ Ἰωσηπος] ἰωσηπος 31 ἐποίησαν έαυτοῖς] έαυτοὺς ἐποίησαν.

17, 8 τὸ σπέρμα] τῷ σπέρματι 15 αὐτοῖς περιθείς ἐνδύματα] αὐτοῖς ἐνδύματα περιθεμένους καὶ ἐπώδυνος ζωή ζωή και ἐπώδυνος 20 πρότερος πρώτος 23 αὐτὸν ζον ἀδελφον.

18, 6 καθ. χρηματισθείς] χρηματίσας καθ. 8 νίος] ταίς 9 Μαλελεήλ] μαουϊαήλ 10 συναρμόσαι 'Αδάν καὶ Σελάν] συνοικίσας αξ άδά καὶ σελά ώνομάζουτο 15 θράτης] ήτοι έφγάτης 18 έτῶν] om. 22 τόν τε] τοθτέστι 24 έτη τὰ πάντα ζήσας ζήσας έτη τὰ πάντα 28 λίθον] λίθων όπτης] om. 30 'Αδάμ ποο.] invertit 32 ο καϊνάν] καϊνάν, et mox καϊνάν.

19, 2 Μελελεήλ] μαλελεήλ 7 έτη έννακόσια] ένιαυτοὺς ἐνναποσίους 9 Ἐνώχ τῷ πυρίῳ] τῷ πυρίῷ ἐνώχ 12 ἐξ. καὶ] ἐξ. 14 πρὸς τοῖς] πρὸς 16 ἐαυτοῖς] αὐ-

τοὶς 26 δὲ οί δ' οί 29 ὑπετέμετο] ὑπερέθετο.
 20, 1 εὐρε] δὲ εὑρε 3 μὲν τὸ] μὲν σὺν αὐτῷ]
 οm. 10 ὁμοίως ἐκ] ἐκ 11 τῶν μὴ καθαρῶν] τὰ μὴ καθαρὰ 13 ἦν] αὖ καὶ μετὰ χιλιάδα διπλῆν ἐτῶν

πρὸς διακοσίοις τεσσαράκοντα καὶ δύο μέχρι καὶ αὐτοῦ τοῦ κατακλυσμοῦ. ἀνοιγέντων δὲ τῶν καταρακτῶν τοῦ οὐρανοῦ ἡμέρας τεσσαρόκοντα καὶ νύκτας τὸ ὕδωρ ἐπὶ πήχεις πεντεκαίδεκα ὀρῶν ὑψηλότερον γέγονε] καὶ μετὰ χιλίους εξακοσίους πεντήκοντα καὶ εξ ἐνιαυτοὺς ὁ κατακλυσμὸς τῆ γῆ ἐπενήνεκτο ἐφ' ἡμέρας τεσσοράκοντα λαύρου καταχεομένου τῆς γῆς ὑετοῦ ὡς ὑπερβήναι τὸ ὕδωρ ἐπὶ πεντεκαίδεκα πήχεις τὰ τῶν ὀρῶν ὑψηλότερα 19 ἐλαττουμένου] ἐλαττονουμένου 21 τὸν μῆνα] μῆνα 23 ἡμέρας] ἡμέραν 26 ἐξῆλθον] ἐξῆλθε 29 τὸν τόπον καλεῖσθαι τοῖς ᾿Αρμενίοις] καλεῖσθαι τὸν τόπον τῆς ἀρμηνίας 31 δὲ καὶ τοῦ] δὲ τοῦ.

21, 3 Φοινικικήν] φοινικήν 4 ἀπὸ] ἐκ 5 εἶπε τοιουτονὶ πάθος τῆ γῆ] τοιοῦτον πάθος τῆ γῆ ἐπηγγείλατο 9 τὸ ἐν] ἐν 11 τριακόσια βιακόσια 12 καὶ πεντήκοντα 14 δέ γε] δὲ τῶν] τῶν τότε 17 περί] παρὰ 19 ταῖς τροφαῖς ἐπιτηδειοτέραις κεχρῆσθαι πρὸς πλείονα χρόνον] τὰς τροφὰς ἐπιτηδειοτέρας πρὸς πλείονα χρόνον εἶναι 22 ἀσφαλῶς αὐτοὺς] invertit

26 του Νωε νωε Χάμ καί] τάμ 27 την πεδιάδα] τὰς πεδιάδας 29 τοῦ πατρὸς ἰδων ] ἰδων τοῦ πατρὸς.

22, 5 πεδίον δ] πέδον τὸ 7 τούτων] τούτου 8 δ] οπ. 9 ἄφθη γίγας] γίγας ἄφθη 10 γενναιότεφος — ὑπάρχων] γενναϊός — κατάρχων 12 πλίθου] πλίνθου καὶ ἀσφάλτου 13 ἀλλ' ὁ θεὸς τὰς τούτων βουλὰς διεσκέδασεν εὐφυῶς, ἀσυνέτους τῶν παρ' ἀλλήλων φωνῶν διὰ τοῦ τῶν γλωσσῶν μερισμοῦ τούτους ἀποφηνάμενος. τὸ δὲ πεδίον ἐκεῖνο νῦν Βαβυλὼν καλεῖται διὰ τὴν περὶ διάλεκτου σύγχυσιν] οὖτω δὲ μεμηνότας ὁρῶν αὐτοὺς ὁ θεὸς ἑτερογλώσσους εἰργάσατο καὶ ἀσυνέτους τῶν παρ' ἀλλήλων φωνῶν διὰ τοῦ τῶν γλωσσῶν μερισμοῦ. ὁ δὲ τόπος ἐν ῷ τὸν πύργον ῷκοδόμουν νῦν βαβυλὼν καλεῖται διὰ τὴν σύγχυσιν τὴν περὶ τὴν διάλεκτον 18 Ἑβραῖοι μὲν] ἑβραῖοι

σκίδνανται δὲ] σκίδνανται 23 ὁ Ἰάφεθ νίοὺς] υίοὺς ὁ ἰάφεθ τοῦ ταύρου] ταύρου 24 Ἰμάνου] ἀμανοῦ 27 Γομορεῖς μὲν ἀπὸ Γάμερ] γομβαρεῖς μὲν ἀπὸ γάμβερ 31 Θοβελ Θοβήλους] θεβήλ δὲ θεβήλους 32 οὖτοι] δ' οὖτοι

23, 2 Θειρὰς δὲ] θειρᾶς δὲ 4 Ἰαφεθ ἸΑσχανάξαι μὲν οἱ κλ. [Ρ. ἐξ ἸΑσχανὰξ] ἰάφθε ἀχανάξαι οἱ κλ. ξ. ἔξ ἀχανὰξ 6 [Ριφαθαῖοι] ξιφαδαῖοι 7 πιστεύονται] πιστεύεται 8 Θοργαμᾶν] θοργαμᾶ 10 [Ελισὰν] ἐλισαίων 11 Θαρσεὺς δὲ ἐγένετο] ἐχοημάτισε 14 θῆτα — ταῦ] θ — τ 15 οὕτως] οὕτως γὰρ 16 Περσέα] ταρσέα 23 Κύπριν γὰρ] ἢν κύπριν 25 ἸΑμάτου] ἀμανοῦ 26 αὐτῶν] αὐτοῖς 28 Μεσραίων] μεστρὰν 29 Αἰγύπτιοι] οἱ αἰγύπτιοι 30 Μεσρὰν] μεστρὴν 31 κατφίκισε] κατφίκησε τοὺς τῆς] τῆς.

24, 2 Λιβύος] λίβυος 3 συνοικίσας] συνοικήσας 7 ώνομάκασι] ώνομάκασιν 8 παῖς πρ.] invertit 10 ΄Αμαθεί] ἀμαθί Μακεδόνες κατώκισαν, τὴν δὲ πόλιν Πτολεμαῖος Ἐπιφανὴς λεγόμενος Ἐπιφάνειαν μετωνόμασε] μακεδόνες ἀφ' ἐνὸς τῶν πτολεμαίων ἐπιφανοῦς λεγομένου ἐπιφάνειαν μετωνόμασαν 14 Ἰνδίαν] ἰδίαν 16 Νῖνου] νίνον 18 ὁ ᾿Αρὰμ] ἀρὰμ 20 ὁ δὲ Λοὺδ] ὁ λοὺδ δὲ προήγαγεν] προησήγαγεν 21 ἸΑρὰμ] ἀβραὰμ 25 Καϊνὰν] καινᾶν hic et mox Σαλά] σαλὰ 29 Φαλὶγ] φαλὲκ, et mox 30 Ἑβραίων] ἐβραῖοι 31 ὁ νίὸς] νίὸς Ὑραὰβ] ἑραραῦ.

25, 9 τον τῶν] τῶν 13 τοῦ] τούτου 14 γὰρ] δὲ 19 πρὸς] εἰς 20 δ'] οπ. Σοδομίταις] σοδομίτας 25 ὀπτώ καὶ δέκα] ὀπτωκαίδεκα 27 δ'] οπ.

 $\lambda l\alpha \nu \mid \dot{\eta} \nu$ .

26, 4 έπηγγέλλετο] έπηγγείλατο 5 διαδεξόμενον] διαδεχόμενον 10 αίδοῖα αὐτὸν] αίδοῖα καὶ αὐτὸν 18 προσδοκώσης] προσδοκούσης 23 ένενόμιστο] νενόμεσται "Αραβες] ἄρραβες 28 θεόκλητον] θεόκλυτον 29 ἀκούσαντος] εἰσακούσαντος 30 ή Σάρρα] σάρρα 32 ὀνομασθείση] ωνομασμένη.

27, 3 δέ γε] δὲ 4 διὰ] κατὰ άδρυνθέντος δὲ i Ἰσαὰκ ἢ ἀνδρωθέντος] ἀνδρωθέντος δὲ ἰσαὰκ 6 ε,], τότε 8 προσαγαγεῖν κ.] invertit 11 αὐτοῦ] τῷ 15 εἶναι φήσας] invertit 19 οὐσα] ἐκατὸν] πὸν 21 Χετοῦραν] χεττούραν 25 ἐβδ. καὶ πέντε] Ἰομηκονταεπτὰ 26 παῖδας ἐκ ταύτης] ἐκ ταύτης παί-27 καθ' ὅλου] καθόλου 29 νεωτέρω δὲ] δὲ

νεωτέρω 30 προεκθορόντος] προεκθορώντος 32

κατ' Εβραίους] καθ' έβραίους.
28, 1 γηράσας] γηρά ο 'Ισαάκ] ίσαάκ 2 προσκαλεσάμενος · προτετίμητο] προσκαλείται · προσέκειτο
4 ΐνα φαγών φησιν] ΐνα φησί φαγών 11 ευλογήση] εὐλογήσει 17 τοῦ θεοῦ δὲ θεοῦ 18 εὐλογίας] οm. 23 δὲ] δ' 30 ἔτυποῦτο τῷ Ἰσαάκ] ἔτυπούτω αὐτῷ τῷ ἰσαακ.

29. 7 Βαιθήλ] βεθήλ 8 Καρράν] χαράν 10 ἐκείνω] ἐκείνου 13 ἐπεκέκληντο] ἐπεκέκλητο οὖν] δὲ 16 δὲ] δ΄ 22 ἐπενεκάλει] ἐπεγκαλεί 23 πείθεται οὖν] πείθεται 28 'Ρουβίμ] δουβείμ 30 ἐντι-

μοτέρα] εν τη μήτρα.

30, 1 ἐπὶ τοῦτο Duc.] ἐπὶ τούτω 3 αὐτῆ] αὐτῷ 5 παρευδοκιμηθῆ] παρευδοκιμηθῆναι 7 παιδίου] παῖδα 11 τῆς ἀδελφῆς] τοῦ ἀδελφοῦ 13 αὐτῆ] αὕτη 14 καλέση] καὶέσει ἐπὶ τούτω] ἐπὶ τοῦτο 15 ᾿Ασσῆρ] ἀσῆρ 17 διὰ τὴν πολυτεκνίαν καὶ μακαρισμοῦ] καὶ μακαρισμοῦ διὰ τὴν πολυτεκνίαν 23 δύω] δύο 29 εἶκοσι] εἴκοσιν 30 συγκεχώρητο] συγκεχώρηται ὅθεν δθεν καὶ.

31, 4 προσυενέμηντο] προσενέμηντο 6 έχοι] έχη 13 καὶ γίνεται ἡ ἔρευνα] καὶ ος ἡρεύνα 15 αὐτή] αὐτῆ 19 δὲ] δ' δεῖν ἔλεγε] ἔλεγε δεῖν 20 αὐτῷ περὶ] περὶ.

32, 1 ἀπηγόρευται ] ἀπηγόρευσεν 2 τοῦ Ἡσαῦ ] ήσαῦ 11 διὰ τὴν] διὰ recte 14 δ Ἰωσηπος ] ἰωσηπος ] ἰωσηπος 18 αι ἐν τὴ ] τὴ 21 πονηρῶς ] πονήρως 25 θαρρεῖν ἐκέλευσεν ] ἐκέλευσε θαρρεῖν 26 δ Ἰακὼβ] ἰακώβ 28 ἐν Ἐφρατᾶ θάπτει ] θάπτει ἐν ἐφραθᾶ 29 ἐπ' αὐτὸ 30 Χεβροὺν ] γευβροὺν

ἐπ' αὐτῷ] ἐπ' αὐτὸ 30 Χεβρῶν] χεμβρῶν.
33, 1 παρὰ τῷ] ἐν τῷ 3 πρὸς τοῖς] σὺν τοῖς
7 φακὴν] φακον αὐτῷ τὸ πρεσβεῖον] τὸ πρεσβεῖον
αὐτῷ 10 ὅρκων] ὅρκον αὐτῷ 12 χροίαν] χροιὰν
15 προσώπου] σώματος πλέον τῷν ἄλλων] τῶν ἄλλων
16 ἡγὰπα] ἡγάπα μᾶλλον 18 δὲ] δ' 23 τῶν ἀστέρων] ἀστέρας 29 ἐλύκησε τοῦ Ἰωσὴφ] τοῦ ἰωσὴφ ἐλύπησε.

34, 16 ΐνα ἀποθάνει] ῖν' ἀποθάνη 10 τοῦτο]

ουτω 11 εἴκοσι] εἴκοσιν 14 καὶ μὴ εύρων] ἐπεὶ μὴ εὐρεν 20 διερρωγότα] διερρηγμένον 21 καὶ σάκκον ἐνδύσας] σάκκον ἐνδύς 22 Πετεφρης] πεντεφρης, et infra 26 προσαγαγούσης παρέπεμπε] προσαγούσης παρέπεμπετο 30 δ ν. καταλιπών] καταλιπών δ ν. 31 κατηγόρει] κατηγορεῖ.

35, 3 Φαραῶ] τοῦ φαραὰ 8 πέπυροι] πέπειροι 10 οὖν σημαίνειν αὐτῷ] οὖν αὐτῷ σημαίνειν 11 προστησόσαις] προαγούσαις 12 ἀποκατασταθήσεσται] ἀποκαταστήσεσθαι 13 εὐπραγήσαντα] εὐπραγήσας 14 τρία κανᾶ ἐδόκει φέρειν κανᾶ ἔφη δοκεῖν τρία φέρειν 15 δ²] δὲ 16 τὰ] ταῦτα 17 τούτῷ] τοῦτο 22 Φαραὰ] φαραῷ 25 συγκαλεῖ] συγκαλεῖται 27 ὀργίζεται] ἀργίζετο 30 φησὶ νεανία φράσαι μοι] φράσον μοι φησὶ νεανία.

36, 1 ονειράτων] ένυπνίων 8 τῷ βάρει τῷ] τῷ βάρει 13 εἰσὶ τὰ ἐνύπνια] τὰ ἐνύπνια εἰσὶν 23 Ἰωσὴφ] τοῦ ἰωσὴφ 29 γεγονὼς ἐτῶν] invertit προσηγόρευε] προσηγόρευσε 30 Ψονθοφάνηχον] ψοθομφάνηχον 31 ἀναζεύγνυσι] ζεύγνυσι 32 τὴν θυγατέρα] θυγατέρα.

37, 7 κατεκράτησεν] κεκράτηκεν 8 παρώκει] κατάπει 10 ωνησαμένους] ωνησομένους 17 νεώτατον] νεώτερον 18 δίδωσιν οὖν σῖτον] δίδωσι σῖτον 19 ἀνθέμενος λάθρα] invertit 22 καὶ λύπην] λύπην 23 ἀσῦναὶ τε] δοῦναι 24 κατένευσεν] κατένευεν 26 συνεπάγοιντο] προσεπάγοιντο.

38, 6 καὶ τὸν Σ.] τὸν σ. 8 φόρτω] φορτίω
10 οἱ δὲ ἀδελφοὶ] οἱ ἀδελφοὶ δὲ 18 ὡς συναιτίοις γενομένοις] οm. 22 ταῦτα] ταῦτ' 25 δὲ] δ' 26
πὰσαν τὴν συγγένειαν] πάντας τοὺς μετ' 30 εἰς Αἶγυπου] πρὸς αἴγυπτον.

39, 1 δ Φαραώ] φαραώ 2 ἀσπάσατο] ἠσπάσατο 6 ἐπιλειπόντων 10 ὡς ἤδη] καὶ ἤδη ο Ἰωσηφ] ἰωσὴφ 18 διεξελθών] ἐξελθών μνησικαπίσειε] μνησικακήση 20 Μανασσή] μανασσῆν 26 ἐπιθέμενος] θέμενος 29 ποιήσασθαι τῶν χειρῶν] τῶν

χειρῶν ποιήσασθαι 32 τῷ βαθεὶ τοῦ γήρως] τοῦ γήρως

τῷ βαθεῖ.

40, 3 λογισθήσεσθαι] λογίζεσθαι 7 χεβρώνα] χευοωνα 11 δτι] δτε 12 μεταναστεύσουσι] μεταναστεύσωσι 18 διώρυχας] διώρυγας 20 άνείργοιτο] άπείρ-γοιτο 24 ἀγγέλλει] άναγγέλλει 27 ο Φαραώ] φαραώ.

41, 5 ή τούτου] αὐτῷ ἡ 6 προσέταξεν] προσέτασ-7 είπον] ὑφορῷνται 12 αὐτῷ ἡ] αὐτῷ 15 αυτοῦ] ξαυτοῦ (male sic expressum in hac ed.) 18 παιδίου] παιδός 22 ηγάπησεν αὐτὸ] ηγάπησε τοῦτο προσήσεται] προσοίσεται 30 μῶς] μῶς 31 τοὺς έξ ΰδατος σωζομένους] τους σωθέντας έξ ΰδατος.

42, 3 Μωυσης] modo sic modo μωσης 3 τοῦ 'A.] τοῦ ἀ. 10 προστερνισάμενος] περιστερνισάμενος 25 κατέτρεχον] κατέτουχον 27 κατ'] κατα των 28 αύτω] αύτον

29 διαθείναι αὐτὸν] invertit.

43, 8 αίφεῖ ] αἶφεῖ οὐκ ὀλίγας 12 Θάφβης] ϑάφβις 22 εἰ καὶ] καὶ εἰ ἐπέθετο] συνέθετο 26 ος ος καὶ.

44, 5 εξάξοντι] εξαγαγόντι 6 τε] om. λεται] ένετέλλετο 10 έπηγγέλλετο αὐτῷ] invertit είτα είς] είτα και είς 17 χυθέν] χεθέν 19 Γηρσών] γηρσον 32 κατήσθιε κατέφαγε.

45, 2 μεταβέβληται] μετεβέβλητο 8 μετά τα τα τα Τα έπι ταύτη 23 περιττεύσαντα] περιττά ραῶ] φαραὼ 32 μυριάδες] μυριάδες δ'. 29 τοῦ Φα-

46, 5 τό τε ζωῆς] τό τε τῆς ζωῆς 17 τῆ βακτηρία την θάλασσαν την θάλασσαν τη βακτηρία 18 διέβαινου] ἔβαινου 20 του ἀντ.] την ἀντ. 24 κύματα] τμήματα Αλγύπτιοι έν τοῖς ῧδασιν Εν τοῖς ῧδασιν αί-

γύπτιοι 27 δ Ίωσηπος] ιώσηπος.

47, 2 ἐκεῖ ] αὐτῷ 7 Μαιρρὰν ] μερρὰν 8 **Μὰρ** - μας] μεν et μαν 15 λέγει γας] λέγει 16 φρέας] ύδως 17 γεγυμνασμένον και κεκαθαρμένον γυμνάμενον (rec. manu ανιώμενον) και καθαιρόμενον 20 εφίπταται ] έφίπταντο 21 ους συλλαβόντες ] ως συλλαμβάνοντες 25 τι αν είη αὐτὸ τι τοῦτο αν είη 27 ἐκ τούτου ξκαστον συλλέγειν Εκαστον έκ τούτου καθεκάστην συλλέγειν.

48, 7 'Αμαληκίται] άμαλικίται 18 καταποιηθήναι] ήττασθαι τότε 19 και "Ωο] και τον ῶο 24 εἰς τὸ]

είς τὰ 28 γαμβοον] γαμβοον αύτοῦ.

49, 1 δικών] ίδικών 4 κατά πεντ. έτέρους] πεντ.

ετερον 6 εν τριάκοντα] τριάκοντα 9 εκείνου ύποθήκην] invertit 13 δε γε] δε 17 δ Mωυσής] μωυσής 25 αὐτῷ ἐπέταξεν] προσέταξεν 28 ἐξ αὐτῷν] δι' αὐτῶν 32 μερῶν] μετρῶν καὶ.

50, 3 επότισε] επότιζε 5 ώς είς] ώς και είς ό λαός σου] ό λαὸς 10 εἰς τὸν τόπον] om. 11 ἐνεφάνισε] ἀνεφάνισε 17 περί] ἐπὶ 19 τε καὶ] καὶ

21 οι ιεφεις | ιεφεις 26 μέτρα] μέχρι.

51, 2 ὁ Μωυσῆς] μωυσῆς δὲ καὶ] δὲ 5 ἐγγεγραμμένους] γεγραμμένους μὲν πρῶτος] πρῶτος μὲν 6 μόνον] om. 15 ταύτης] ταύτη 17 περικεκαλυμμένον] κεκαλυμμένον 25 [ερᾶσθαι] [ρᾶσθαι Έβραίων έστι νόμισμα] νόμισμα έβραίων έστιν.

52, 2 ἔδειξε δὲ] ἔδειξεν 8 ἔθυσεν] ἔδυ 21

ύφηγῶνται] ύφηγοῦνται 22 διέγνω] διέγνωκε.

53, 1  $\dot{\alpha}$   $\dot{\gamma}$   $\dot{\alpha}$   $\dot{\gamma}$   $\dot$ γών 12 είχε] είχου 23 έρήμου] έρημίας 24 έξ

αὐτῶν αὐτῶν.

54, 10 προσκληρωθηναι] προσκυρωθηναι 15 είς μέσον | μέσον 24 Εσεται] Εσται 25 είς ] είς την 26 δε ] om. | 'Αβειρών και Δαθάν ] δαθάν και άβειρών

27 καὶ κατὰ] κατὰ.

55, 4 γη γην 14 καθήγιζου] καθηγίαζου διακόσιοι καί ] διακόσιοι 17 μηδε τα ] μηδε 19 έκελευσε εκελεύσατο 21 πάλιν προείπε είπε 27 προεχόμισαν προεκόμισε.

56, 1 δ Ἰωσηπος] λωσηπος 3 Λευιτῶν] λευιτικῶν τούτοις χορηγεῖν] invertit 15 μετὰ στρατιᾶς ἐνόου προϋπήντα] προυπήντα μετά ενόπλου στρατιάς

Μαριάμμη] μαριάμ 21 ἀναβάς] ἀνελθών 27 ην σημήναντος] invertit 28 τας] της.

57, 1 'Αμορραίοι] άμμορραίοι et infra άμμοραίων et ορίτιν 2 αὐτῶν βασιλεύς] invertit 5 καὶ τῆς] καὶ 7 στρατός] στρατηγός 19 βούλησιν] βουλήν

31 δυσχεραίνοντος δυσχεράναντος.

58, 1 & βασιλεύ] βασιλεύ 8 κατά συμβουλήν] κατά την συμβουλην 9 παϊδες] νέοι άλισκονται] ήλί-σκοντο 10 διάπαντος] διά παντός 11 Μαδιανιτῶν] μαδιανιτίδων 12 Ἑβραίων] νέων 14 τῶν πατέρων] πατέρων 28 αὐτῆς] αὐτοῖς.

59, 3 τοῦ Ναυή ναυή 8 Χαναναίους μανιχαίους 14 συνεπαίροντες συναπαίροντες 17 Μανασσή του μανασση 26 της A. of I. ] of l. της α. 27 άθροίσας ] άθρήσας 32 δούς εν βίβλοις ] εν βίβλοις δούς.

60, 7 ωρισεν] έδειξεν 10 προενεγκείν] προσενεγκείν 11 πορευομένω] πορευομένου 13 κατασείων μένειν] καταμένειν σείων 15 Ναβαῦ] ναβαῦ 16 Φασενα φασγά 17 κύριος] ο κύριος 24 διά] δι' ένδς λείπουτος | invertit 28 έφ' ήμέρας | έπὶ ήμέραις 29 δ Ίωσηπος Ιώσηπος.

61, 6 βωμον δ' | καὶ βωμον 8 Μωυσήν | τον μωνσῆν 10 Ίεριχὰ] Γεριχοῦντα 23 καὶ χάριν χάριν 24 άλισκηται την Ατησιν τε καί δλίσκεται κτησιν καί 26 απαιωρήσαι δε καί φοινικίδα και απαιωρήσαι δε φοινιπίδι (sic) θεμελίους] τους θεμελίους 29 ανετέθη] ανετέθειτο 30 διεβίβαζε] διεβίβαζε.

62, 2 θαρρούντως θαρρούντες 4 δευμα του πο-

ταμοῦ ex v. 2.

63, 1 ἄχως] ἄχας 8 καθιερωθέντων] καθιερωμένων 15 ως μη 17 ἀποστέλλουσι] στέλλουσι 18 γένους] κατὰ γένος 22 ὄντας τῶν χ.] τῶν χ. ὅντης 23 αὐτοὺς] αὐτοῖς 30 πρὸς τοὺς] πρὸς.

64, 4 τοῦ ἡλίου] τῷ ἡλίφ 10 τῶν] τὸν 15 τὴν έλ. Ε.] έ. την έλ. 18 μυριάδες] μυριάδων 24 οὐπέτι] om. ὑπολέλειετο ὑπελείπετο 25 Σηλεύμ σιών οίκοδομών οίκοδομείν 27 των πόλεων τε πόλεις όσοι] όσαι Pinderus, nescio an ex A. 28 τριάποντα βασιλείς] τριάποντα πρός ένλ βασιλεί.

65, 1 οχυρότητα] ζοχυρότητα 7 τω παὶ τω 13 είπόντων] είπόντες 15 κληφοδοτήσας - τας χώρας] «ληροδότας — της χώρας 19 διέτριψε] διέπρεψε

τῷ υίῷ τὴν ἀρχ.] τὴν ἀρχ. τῷ υίῷ 23 μετὰ δὲ] μετὰ

26 πύριος Β. πύριον β.

66, 2 διεχρήσαντο] διεχειρίσαντο 9 δέ γε] δὲ 11 παραδόντα] παραδιδόντι 17 τὴν θείαν διαταγὴν] τὰς θείας διαταγάς τε] δ' 20 νόμους παρέβαινον] invertit 25 ἀπήει] ἐπανήει 30 αὐτοῖς παρεχώρει] invertit.

67, 8 διδάξας] διδάσκων 11 ξξέδοσαν] ξξέδωκαν 12 τοῖς Βενιαμίταις post συμβαλόντες] om. of 'Ισο.] ίσο. 17 παίδας πάντας] παίδας 21 τέκνοις καί γυναιξί] γυναιξί και παισι 27 Βενιαμίτη] βενιαμίτην.

γυναιξί] γυναιξί καὶ παισὶ 27 Βενιαμίτη] βενιαμίτην. 68, 1 μαπροῦ] μιπροῦ 4 Δὰν] dαθὰν 9 Χουγαργαθαϊμ] χονσαρσαθαϊμ 10 ἐνιαυτοὺς] ἐνιαυτοῖς

15 ἀπώσατο | ἀπώσαντο.

69, 7 'Āωθ] ἀβωδ 9 νίὸς ὁ νίὸς 14 'Ιαβείμ] ἰαβείν Pinderus ex A, ut videtur, ut p. seq. τῶν Χαναναναίων] τῆς χαναὰν 16 Δενώρα] δεβώρα semper 17 ὑπὲρ τοῦ λαοῦ 22 τὸν Β. προετρέψατο] τῷ (hoc recipiendum, ut dixi praef. vol. 1, p. III) β. προετρέπετο 26 Σισάραν] σἰσάρα.

70, 4 αὐτοῦ] ἐπείνου 7 Ἰαβείν] ἰαβίν: et Ἰαβίνον losephus 8 ἐπ'] ἐπὶ 9 Δευώρας] δεβώρα 10 σὺν Ἰμαληκίταις] σὸν τοῖς ἀμαλικίταις 14 τὸν] τὴν 16 παλοῦντος] καλοῦντα 17 τεκμήριον ἔλεγεν είναι αὐτοῦ τεκμήριον τῆς 21 μεταναστῆναι] μεταστῆναι 25 τὸν θεὸν Γεδεών] γεδεών

τὸν θεὸν 32 περιφόρους] περιφόβους.

71, 10 Επρινεν] έλεγεν, contra Iosephum 12 Γεδεών] δ γεδεών 32 Ιωαθάνου] Ιωνάθαν, ut Ίωάθαμ

LXX, sed Ἰωαθάμου Iosephus.

72, 5 Θήβας] θήκας 7 μόγις συνέδραμεν] μέγαν συνέδραμον 9 μύλου] μόλης 13 Αμμανίται] άμμανίται δε 11 νικήσειεν] νικήσει 21 ψεύσεται] ψεύσται.

73, 7 ἤτουν] ἤτοι corr. ἤτει 9 αὐτἢ] αὐτῷ 11
Ναζοραῖον δὲ] ναζιραῖον γὰρ 12 εἶναι] om. 15 καὶ στῷ 16 ἦκε] ἦλθε αὖθις] αὐτῆς 18
αὐτὸν παρεκάλει] παρεκάλει αὐτὸν 24 ἀπεσιώπησεν

αὐτὸ] ἀπεσιώπησεν ὁ Μανωὲ δὲ] ὁ δὲ μανωὲ τὸν

οὐρανον οὐρανον.

74, 3 Παλαιστινών] per η hic ut semper 6 προς της κόρης τους γονείς] προς τους της κόρης γονείς 10 ημέρας] ημέραν δὲ καὶ] δὲ 20 προεβάλετο] προεβάλετο 28 κατὰ] κατὰ την.

75, 2 τριακοσίας] τριάκοντα 14 παρέδοσαν] παρέδωκαν 22 αὐτὸν] αὐτῷ 27 ἐταίρας] ἐτέρας 28 Δαλιδᾶς] δαλιδὰς 30 μάθη] μάθοι 31 ἀπαγγείλη]

ἀπαγγεῖλαι.

76, 6 προσηναι] προσείναι 8 ή γυνή καὶ] ή γυνή 17 τρισχιλίων] τρισχίλιοι 19 απάγαγέ με παρά] ἐπάγογέ με πορὸς 23 τὸ μὲν τοιοῦτον Duc.] τῷ μὲν τοιοῦτον τέλος 24 ἔτη εἴκοσι κρίναντι] εἴκοσιν ἔτη κρίνοντι 28 τῆ γυναικὶ] γυναικὶ.

77, 6 ὑπέστρεφε] ὑπέστρεψε 7 τῆς] παρὰ τῆς 8 ἡ] δὲ — 9 Νοεμὶν] οπ. 13 Νοεμὶν δὲ] νοεμὶν Μάραν] μάρα 15 ἀμητοῦ] ἀμήτου Pinderus ex A, ut videtur 18 δύναιτο] δύναται 30 δὲ] δ' εἶπε.

78, 5 ύμῶν] ήμῶν 7 οὐχ] οὐκ 8 τῶν νόμων μεμνῆσθαι δεῖν] μεμνῆσθαι τῶν νόμων δεῖν ὁ Βοὸζ (hoc addendum) 10 ἀναστήσης] ἀναστήση 14 καὶ τὸ ὑπόδημα] τὸ ὑπόδημα 15 αὐτῆς] αὐτοῦ 20 πρὸς μιῷ διαρκέσασαν] πρὸς τῆ μιὰ διαρκέσασι 22 'Οφνὶ] ὀφνεὶ Φινεὲς] φινεὲς υίοί 30 Φενάννα] φεννάνα 32 Σηλὼν] σηλὼμ.

79, 2 ὅτι] ὅτι δὲ 9 δι'] διὰ τὴν 13 εἴποι] εἴπη 15 αὐτῆς τῷ] τῷ 22 πληθῆ] πληθείς: scripsi πληθῆς 25 τοῦ Έλεάζαῳ] ἐλεάζαῳ, recte 26 ὁ Σα-

μουηλ] σαμουηλ, recte.

80, 15 έπὶ γῆς] έπὶ τῆς γῆς 17 συχυάκις εὖρον τοῦτο γινόμενον] τοῦτο συχυάκις εὖρον κείμενον (hoc ex praecedenti v. 14) 20 ἐνέσκηψε] ἐπέσκηψε 22 ἔδρας  $\mathring{η}$ ν] ἔδρας 30 κακουμένων] καλουμένων  $Γ\mathring{η}$ της] γάττης.

81, 3 ἄμαξαν] ἄμαξαν, et ubique, sed p. 72, D ἐφ' ἄμαξαν 5 τὰς] τοὺς hic et 12 et 18, etsi servat αὐταῖς et αὐτὸς, ut antea πρωτοτοπούσας 15 Βεθεσαμοῖς] βαιθσαμοῖς 16 ώς δ'] ώς οὖν 22 ὀργισθεὶς ὁ θεὸς] om. 23 ἐγνώρισαν] ἀνεγνώρισαν 25 ΄Αμιναδὰβ] ἀμιναδὰμ

hic et p. 72, D.

82, 5 έδέετο] δέεται 9 ύπὸ θεοῦ] ὑπὸ τοῦ θεοῦ 16 αὐτῆς] αὐτοῦ 21 δῶρον Duc.] δώρων 23 οἰός τε εἰ ἔφασαν σὺ 29  $\ddot{ο}$ ν ἀναδείξω]  $\ddot{ο}$ ν ἀναδείξω χρῖσον αὐτοῖς] χρίσον αὐτον.

83, 3 μέλλειν παρὰ θεοῦ] παρὰ θεοῦ μέλλειν 8
Κεῖς] κὶς 10 κεκλημένος] καλεσάμενος 12 'Αρμαθαῖμ] ἀρμαθὲμ 19 νεανίαν] νεανίσκου 25 Γαβαθὰ]
γαβαθᾶ 29 βαλεῖν ἐπέλευσε] invertit 31 Βατταρί]

ματταρί.

84, 1 ἐξέπεσεν] ἔπεσεν 12 'Αμμανιτῶν] ἀμανιτῶν 14 δῶσιν] δώσειν 15 δεξιὸν ὀφθαλμὸν] invertit 17 Γαλαὰδ] γαβαὰ 21 συνεκστρατεύσαντας] -οντας 27 πρώτην] πρωινὴν 29 πολλοὺς μὲν] πολλοὺς 30 ἐτρέψατο εἰς φυγὴν] εἰς φυγὴν ἐτρέψατο 32 λαμπρῶς] λαμπρὸς.

85, 6 ἀριστοπρατείας] -τίας δλων] περὶ τῶν ὅλων διπάζειν πίζοντες 12 πάντες] πάντως 10 διπάζειν περὶ τῶν 11 ἐξορπίσαντας] ἐξορ-14 μεγάλα] μεγάλως

18 προφήτου] τοῦ προφήτου 28 ξξ] om.

86, 2 ἄρτι] ήδη 5 συσταθήσεται] στήσεται 18 τὸν λόγον] ὁ λόγος 24 ἐνέβαλλον] ἐνέβαλον 28 τῷ ὁ x.] x. τῷ ὁ. 32 αὐτοῦ] ἑαυτοῦ.

87, 2 ήλθον] addit 18 'Αμμανίτας καὶ Μωαβίτας] μωαβίτας καὶ ἀμμανίτου καὶ Ἰησουὶ Ισουὶ 30 συμβα-

λών προσβαλών.

88, 7 μεταμελήσαι] μεταμελεῖσθαι 8 δὲ εὐχαριστήσαι] δ' εὐχαριστεῖν 17 [λαστήρια] [λαστήριον 18 ἐπέλευε] [πέτευε 21 σου] σου ἔφη 25 Αρμαθαΐμ ἀποχωρεῖ] ἀρμαθὲμ ὑποχωρεῖ 31 ἐπ' αὐτῷ] ἐπ' αὐτὸν.

39, 5 έστιν] om. 6 περιλέλειπται] ἐπιλέλειπται 7 οιμένων] ποιμαίνων 12 Αρμαθαΐμ] ἀρμαθάιμ 25 τότο] αυτοῦ 30 αὐτῷ πεντ.] αὐτοῦ πεντ.

0, 3 αντιστήτω] αντικαταστήτω 4 έπλ τεσσ. έπολει] επ τεσσ. 7 έσταλκεν ελς τό στο.] ελς τό στο.

έσταλκεν 11 αὐτῷ] αὐτῶν 13 ⊿αβίδ] ὁ δαβίδ

16 δυνήσει] δυνήση 23 αὐτῷ] αὐτοῖς.

91, 18 τον Δ] τῷ δ. 19 φθόνον] φόνον 20 ὑστερεῖ] λείπεται contra losephum 21 ὑπερλέπετο] ὑπερεβλέπετο 23 ἔβαλεν δ Σαοὺλ κατ' αὐτοῦ] ἔβαλε κατ' αὐτοῦ ὁ σαοὺλ 27 εὐοδοῦτο] εὐωδοῦτο.

92, 1 ἀπροβυστίας] ter ἀπροβύστας 2 ἐνέγποι] ἐνέγπη 3 μαχόμενον] μαχούμενον 11 αὐτῷ] om. 13 ἐπιτάσσει] ἐπιτάττει αὐτὸ] αὐτοῦ 29 ἐξέπλινε] ἔπλινε

32 γνοῦσα δὲ γνοῦσα δὲ καὶ.

93, 4 ἐπιβλήμασιν ὑποθεῖσα] ἐπιβλήμασι περιθεῖσα 6 παράσχη] παρέχη 17 ἐτέρους] καὶ ἐτέρους 25 δι' ὅλης τῆς ἡμέρας καὶ τῆς νυκτὸς] δι' ὅλης ννκτός τε καὶ ἡμέρας, spatio inter ὅλης et νυκτὸς relicto 28 αὐτὸν ὁ Δαβὶδ] ὁ δαβὶδ αὐτὸν.

94, 6 τοὺς] τὸν 10 αὐτῷ] addit 12 ἐπέταξε] ἐπέτασε 17 ἢ] εἰ μή 20 ᾿Αγχούς] ἐγχοῦς 27 τὴν Μωαβῖτιν] εἰς μωαβίτας 31 ἐπορεύθη εἰς τὴν γῆν] εἰς

την γην έπορεύθη.

95, 4 τούνομα] ὄνομα 11 παρεστώσιν] παρεστηπόσιν 14 ἐπιτρέπει] ἐπιτάσσει 26 ἐπεῖ αὐτὸν] αὐτὸν ἐπεῖ.

96, 17 έταμον] ἀπέτεμον 25 διατηρήσεις] τηρή-

σεις 28 του Ί.] τον ί.

97, 1 Νάβαλ] τὸν νάβαλ 7 Δαβίδ] δαβίδ εἰπὰν 10 πάντα τὰ τοῦ Νάβαλ] τὰ τοῦ νάβαλ πάντα 14 ἀνταπεκρίθη δ Νάβαλ] ὁ ν. ἀπεκρίθη 18 ἐδεῖτο δὲ] ἐδεῖτό τε 27 μνώμενου] μνώμενος 30 Δαβίδ] ὁ δαβίδ. 98, 2 τετραποσίων] έξακοσίων 14 οἶος εἴση] οἴση

98, 2 τετρακοσίων] έξακοσίων 14 οἶος εἴση] οἴση (sic) οἶος 16 δυνάμενον] δυνάμενος 20 'Αγχούς] τὸν ἀγχοῦς 25 αὐτῷ προθύμως] invertit 27 τῆ χώρα προσελ.] προσελ. τῆ χώρα et ἀναχθῆναι] ἀχθῆναι bis.

99, 4 ὅσα πρός σε μεμήνυκεν] ὅσε (ὅ σοι Pinderus) προμεμήνυκε 12 ἐργάσηται εἰς ἡμᾶς ἐν τῷ πολέμω τοῖς ὁμοφύλοις προσθέμενος] ἐργάσηται πρὸς ἡμᾶς τοῖς ὁμοφύλοις προσθέμενος ἐν τῷ πολέμω 15 πειθόμενον] πειθόμενος 24 διακοσίους] διακόνους φυλακῆ] φυλακῆς 26 τε καὶ] καὶ 30 διακοσίους] διακόνους.

100, 7 τρεῖς δὲ] τρεῖς 8 ὑποχόνδρια] ὑποχόντρια 10 ληφθῶ] ληφθῷ 22 Μαιθορὰμ] μεθσὰμ.

101, 14 τον Σαούλ άν.] σαούλ άν. 15 την χείρα]

γιῖρα 20 τοῦ Ἰούδα] ἰούδα.

103, 11 αὐτὸν κτείνει] κτείνει 18 πράξαι] πράξειν.

104, 18 αὐτῶν διώκων] διώκων 21 οἱ ἰερεῖς] ἱερεῖς 25 Ὀζὰν] ὁ ζᾶν ᾿Αμιναδὰβ] ἀμιναδὰμ 26 πεστήριζε] ἀπεστήριξε (sic) 31 ἐκεῖ τρεῖς μῆνας] ἐπὶ μῆνας τρεῖς.

105, 20 τοῦ Σαούλ] σαούλ 27 οἰκέτας] ίκέτας

106, 2 τοῦ Δαβίδ] τῷ δαβίδ 5 αὐτοῦ] αὐτῷ 7 ξυρίσας] ξυρήσας 14 καὶ τρέπονται εἰς φυγήν] om. 15 ἤεσαν] Γεσαν 29 ἐκ τῆς πολιορκίας] ἐκ τοῦ πολίμου.

107, 8 μέθην] μέσην 10 καὶ γραφὴν αὐτῷ ἐγχειείζει] γραφὴν αὐτῷ ἐγχειρίσας 16 ἔλαβεν αὐτὴν] invertit 26 εἶπεν ἤνεγκας, ὡ βασιλεῦ] ἤνεγκας βασιλεῦ.

108, 8 θεώ] θεώ τε 10 μεν έτι] έτι μεν 22

διέφθειραν] διέφθειρεν.

109, 9 κατασμασαμένη] καταπασσομένη, ut praestet καταπασαμένη, quum καταχεαμένη dicat Iosephus 10 ἀδελφὸς αὐτῆς] ἀδελφὸς 11 ἐμηνίθη δὲ] ἐμηνία δὲ τῷ 15 πρόβατα] ποίμνια δ'Αβ.] ἀβ. 23 γῆν] τὴν γῆν 29 δ Ἰωὰβ ἐσοφίσατο ἐσοφίσατο ἰωάβ.

110, 8 σου] om. 11 Ἰωάβ] om. 19 ἀπήει] ἀπίη 31 ἢγγέλη] ἢγγέλθη 32 μείζονα] μείζονα

στάσιν.

111, 5 Σιβὰ] σιβᾶ: sed paulo supra σιβά: eo enim in codice nominum quorundum alias indeclinabilium casus nominativi et accusativi acuta syllaba finiuntur, genitivi et dativi circumflexa; talia sunt ἀβδιού, ἡλιού, ἰηού, ἀσὰ θερσά p. 89 seq. ed. Paris. Aliam legem sequuntur ibidem ἀμά, ἡλιά, aliam ζαμβοή. PNDER. Sed τὸν σιβᾶ codex p. 136, B 11 τὸν Σ.] τῷ σ. 15 τὸν] τῷ 26 μίσγεσθαι] μιγήσεσθαι 30 καταδιώξη] καταδιώξει.

112, 17 κατεδίωκεν] κατεδίωκον 26 στρατείαν]

στρατίαν (sic) 30 έλπίς] αὐτοίς.

113, 15 απελήλυθεν] απηλθεν 19 ο Μεμφιβοσθέ]
ΣΟΝΑΒΑΝ V.

μεμφιβοσθέ 21 Σιβά σιβά 29 ὁ λαός om. 30

μηδέν μη δείν.

114, 3 έφανη] om. 4 έστιν ήμιν μερίς έστι μερίς ήμεν 8 'Αβεσά] άμεσὰ 11 ἐπεῖ] ἐπεῖσε 19 τῷ 'A.] του ά. 29 πάλιν πάσης] πάσης ut Mon., nescio an ex A, tacito Pinderus 32 παρά περί.

115, 9 τοῦ Μεμφ.] τοῦ λεβοσθέ 13 κατεδίωξε] κατεδίωκε 15 έγοντα τον βασιλέα έγοντα 19 αυτον είς πόλεμον ] είς πόλεμον αὐτὸν 26 Ἰωνάθαν ] ὁ ἰωναβαδ.

116, 4 ναῦλα ναύλα 6 περί] παρὰ 9 ἐπί] ἐν 13 διελθόντες] διελόντες 14 έλθόντες] διελθόντες 15 θάρσος] θράσος 17 πίομαι] πίωμαι 22 τον Ίωὰβ] τῷ ἰωὰβ 28 μετεμέλετο] μεμέληται.

117, 1 ἐπὶ τρεῖς μῆνας] τρεῖς μῆνας 7 ὁ Δαβίδ] δαβίδ 8 τῷ λαῷ] τὸν λαὸν 14 πήξασθαι ἐκέλευσε] invertit 16 ἄλωνα] ἄλω 20 τοῦ θεοῦ] θεοῦ 21invertit γεν. ὁ δαβὶδ σφόδρα] σφόδρα γεν. ὁ δαβὶδ 28 αὐτῷ] αύτοῦ 32 Σολομώντα σολομών.

118, 1 Βαναίαν] βανέαν hic et infra p. 120 4 εἶπε] om. 5 ως] om. 6 ἡγνόησας] ἡγνόηκας 10 Σο-λομῶν] σολομών 11 καὶ καλέσας] καλέσας δὲ 25 είσαῦθις εί και αὐθις ἔφη] om. 31 ἐπηγγείλατο]

ένετείλατο.

119, 7 τοῦ Δευί] λευί 17 Δαβίδ] ὁ δαβίδ, et, opinor, ετελεύτησεν pro ετελεύτησε 19 προς τοίς προς 25 πορευθείς πρός Βηρσαβεέ πρός βηρσαβεέ πορευθείς.

120, 8 'Αδωνία ώς πρεσβυτέρω αυτόν αδωνίας ώς πρεσβυτέρω αὐτῷ 11 Βαναία βανέα et infra βανέας

20 ἄλλοθεν] ἄλλοθι.

121, 4 ως οὐχ] οὐχ ως 5 των] addit 7 φυλά-ξειε] φυλάξει τὰ] addit 18 ἐπὶ τοσοῦτον] om. κακουργίας] κακουργίαν 20 διακριθείη διευκρινηθείη 21 τὸ ζῶν παιδίον μαχαίρα μαχαίρα τὸ παιδίον τὸ ζῶν ζων σωον 27 επέσπευδε Εσπευδε.

122, 1 καὶ φρόνησιν] om. 5 νηκτῶν] τῶν νηκτῶν 10 καὶ μέχρις] μέχρις 11 λόγον] τὸν λόγον όμοφύλων αλλοφύλων 16 μεμνημένον μεμνημένου 29

τοῦ μέτρου] τῶν μέτρων.

123, 8 λούτρων] λουτήρων 13 δ βασιλεύς] om. 16 οί ίεφεῖς] ίεφεῖς 24 έμπέπληστο ἐπέπληστο

γίνεσθαι γενέσθαι.

124, 6 αναθήναι] ενεχθήναι 9 εκκόψαι] εκκόψειν 10 δουλείαις ] δουλεία 12 τε καί και 21 πάντα] addit 23 Δίου] δίνου 27 έκζητοῦσα] ζητοῦσα πάσαν την βασιλικήν απασαν την βασίλειον.

125, 13 εθρήσκευσε εθρήσκευε 14 γὰρ ] δὲ προς Γον 22 αφέλομαι] etiam A, quod scripsi άφελουμαι 25 πόλεμον πολέμιον 26 ὁ "Αδερ ] άδερ 28 πατὰ τους χρόνους Δαβίδ καταστρεψαμένου τὴν Ίδ.] παταστρεψαμένου την ίδ. κατά τους χρόνους δαβίδ.

126, 1 θανόντας] θανόντα 15 τὸ ιμάτιον] τὸ οίκείον ιμάτιον 26 Βασιλειών των βασιλειών 28 βασιλεύσαι βασιλεύσας.

127, 6 Σολ.] τοῦ σολ. 7 χρηστότερος] χρηστότερον

8 καλέσας ] κελεύσας 10 έπυνθάνετο ] addit.

128, 4 μαχέσασθαι τοῖς Ἰσο. περὶ τῆς βασιλείας] περὶ της βασιλείας μαχέσασθαι τοῖς ໄσφ. 7 Ίεφοβοὰμ Duc.] καὶ ξεροβοάμ 8 άπιον om. 9 καταλείψη καταλείψει  $11 \, \Delta \dot{\alpha} \nu$   $\delta \ddot{\alpha} \nu$   $12 \, \dot{\delta}$  addit  $21 \, \dot{\epsilon} \dot{\omega} \dot{\rho} \tau \alpha \sigma \varepsilon$   $\dot{\epsilon}$   $\dot{\epsilon} \dot{\omega} \dot{\rho}$ -25 ἐκ Δαβίδ] om. 27 εἴη δῆλον δῆλον εἴη 28 χυθήσεται ] χεθήσεται.

129, 4 εν τη πόλει εκείνη] addit.

130, 1 η καί] η καί 3 παρείκε Duc.] παρείχε 14 το δραμα — απιθι δή] om. 25 ἀπήγγείλε. οὐδεν δε απήγγειλεν. ὁ δ' οὐδὲν 27 'Ροβοὰμ] δοβοὰμ δὲ.

131, 20 αντιπαρατάξασθαι αντιτάξασθαι ex praecedenti αντιτάξας 22 'Ασά ] in margine βασιλεία ασα.

132, 10 Θαμνήν Duc.] θαμνί 19 τοῦ Θαμνί] θαμνί 24 τὸ ἄρος om.

133, 10 εὐδαιμονίας Duc.] εὐδαιμονίαν ἐπηγγείλατο] επηγγέλλετο 21 θεώ τώ] θεώ εδωρήσατο] εδομήσατο.

134, 3 επορεύετο] επωδύρετο: επορεύετο margo al. m. 27 'Αβδιοῦ addit 30 έλεγεν αὐτὸν, ἵνα ἀνέλοι αὐτὸν

έλεγεν ϊν' ανέλη.

135, 6 καί Duc.] καὶ ὁ 28 τοῦ βωμοῦ] τῷ βωμῷ

29 ἐπιχυθηναι ἐπιχεθηναι.

136, 8 ὁ προφήτης ] ἐκεῖνος 10 δὲ καὶ] δὲ 24 αύρας γενομένης] invertit άνατρέψαι] άναστρέψαι 29 Ελισσαιε - Έλισσαΐον uno σ hic et infra.

137, 6 είς] πρὸς 10 γραφὴν Duc.] τὴν γραφὴν. 138, 1 Σαμάρειαν] τὴν σαμάρειαν 9 διεπέμψατο]

ανεπέμψατο 14 περί] έπὶ 18 διακόσια] διακοσίους 25 Ίσοαήλ] τοῦ ἰσραήλ.

139, 7 συγκροτηθείσης] συρραγείσης 13 αὐτῶν] έαυτών 15 ἄρματι] ἄρματος 26 ταξίαρχον] ταξι-

άρχην.

140, 5 τοῦ προφήτου] προφήτου 24 ἐν ἐμοὶ κύ-ριος] κύριος ἐν ἐμοὶ 26 ἀντιπαρετάξατο] παρετάξατο 27 εἰ μὴ μόνφ] ἀλλ' ἢ μόνφ 28 τὴν] ὁ δὲ τὴν ἰδ. ἐνεδύσατο] invertit.

141, 7 ἀπέμουψαν] ἀπέρουψαν vel ἀπέροιψαν ἐπὶ τῆ κοήνη] παρὰ τῆ κρήνη 13 'Οχοσίας Duc.] όχοζίας 15 τω] δε τω 19 προσωχθίσαντος] per ο Pinderus nescio an ex Α 26 κελεύει] κελεύειν.

142, 4 ἀπέκτεινον] ἀπέκτενον 12 αὐτοῦ] ἐαυτοῦ

13 Μυΐας Duc. ] μυΐαν 19 είη] om.

143, 4 προείσθαι Duc.] πτοείσθαι 12 προσεοικός] ποοσεοικώς 18 γενέσθαι] οπ. 19 εἶναι εἶπε] εἶπεν εἶναι 20 ὄψει Duc.] ὄψει με γεννήσεται Duc.] γενήσεται 23 αὐτοῦ] τὴν αὐτοῦ 32 έρευνήσοντες] εῦοήσοντες.

144, 1 ἐφ'] ὑφ' 6 παρ' αὐτοῦ] οm. 16 παι-δίων] παίδων 23 ἐφ'] ἐπὶ 26 πατρὸς] τοῦ πατρὸς 27 μητρός σου] μητρός ἄμοσεν αὐτῷ] ἄμοσε 30 πνεῦμα κυρίου] πνεῦμα 31 πολλούς βόθρους] invertit.

145, 4 εμπέπληστο] επέπληστο 6 προσβαλόντος]

προσβάλλοντος.

146, 8 σουναμίτιδος] σουμανίτιδος 9 έχούσης]

έγούσ 28 συνανεμέμικτο σύν αναμέμικτο.

147, 18 ἀργύρου] ἀργυρίου 29 ποταμοί παρ' ήμεν] παρ' ήμεν ποταμοί 31 ύπερχωρούντι] ύποχωρούντι.

148, 6 ὑπέστρεφε] ὑπέστρεψε 11 Ἐλισ.] ὁ ἐλισ. 17 συνεπορεύετο] συμπεπόρευτο 26 ἐντελλόμενον] ἐντελλόμενος.

149, 1 έγένετο] ἀφίπετο 3 δεῦθι Duc.] δέδιθι
7 ὁ πο. προσ.] προσ. ὁ πο. 15 ἐμπεριειλ.] περιειλ.
16 παρεχώρει] παρεχώρησε 18 συνεβούλευε] συνεβούλευσε 26 πεντήποντα] πέντε.

150, 21 αὐτῶν διὰ τὴν ἀπιστίαν] διὰ τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν 23 ἀλαλαγμῶν] ἀλαλαγμὸν 30 τῷ λιμῷ φθειρόμενοι Τῷ λιμῷ.

151 , 1 δοθοους] δοθοου 8 [μάτια] [μάτιον 9] ανέχουπτον [μάτιον] 16 τῶν ἀναγκαίων ἐγένετο [μάτιον] 20 τοιστάτης] ἐπιστάτης.

152, 8 ἀμφοῖν τοῖν] τοῖν ἀμφοῖν τοῦ 9 Γοθολίας]
γοθολιᾶς 10 τοῦ] τῷ αὐτοῦ om. Duc.] addit 13
ἐπέστειλε προμηνύων] ἔστειλε μηνύων 18 καὶ Ἰωρὰμ]
ἰωρὰμ 22 τῶν] τῷ τῶν 26 τὸν Ἰηοῦν] ἰηοῦν.
153, 2 τῆς αὐτοῦ] τῆς 17 ὁ Ἰωρὰμ] ἰωρὰμ 18

153, 2 τῆς αὐτοῦ] τῆς 17 ὁ Ἰωρὰμ] ἰωρὰμ 18 ἀδελφῆς] ἀδελφοῦ 19 τῷ Ἰηού] τοῦ ἰηοῦ 22 Ἰηοὺς] ἰηοῦς Pinderus nescio an ex A 32 τῷ αῖματι] αῖματι.

154, 10 καὶ εί] εἰ 17 πάντας δὲ] πάντας 26 μετὰ ταῦτα εἰς τὸν οἰκον μετ' αὐτῶν ἀπελθῶν] μετ' αὐτῶν εἰς τὸν οἰκον ἀπελθῶν 32 περιέστησεν] παρέστησεν αὐτοῦ] αὐτὴν.

155, 3 βασιλείαν αὐτοῦ] βασιλείαν 12 ἐπὶ ἔτη] ἔτη 14 ἢ Ἰωσαβεὲ] ἰωσαβεὲ 25 ἐπευφήμησε] ἐπεφήμησε.

156, 2 τοὺς τὴν ἀρχὴν αὐτῆς ἀνελεῖν] ἀνελεῖν τοὺς τὴν ἀρχὴν αὐτῆς 4 ἀναιρεῖσθαι] ἀναιρῆσαι 9 ἐγκαθιστᾶσιν] ἐγκαθιστᾶσιν 15 ἀνακαινίσθαι Duc.] ἀνακαινίσαι 16 πέμψας] πέμψαι 17 εἰς] εἰς τὴν 18 --- αλῆς] φυλῆς.

157,  $\hat{\mathbf{3}}$  καὶ οἱ φύλαρχοι] καὶ οἱ καὶ οἱ φύλαρχοι 5 θεὸν] θεὸν 6 οἱ  $\hat{\mathbf{0}}$  οἱ δὲ 17  $\hat{\mathbf{0}}_S$  — ἀπέσχετο] οπ.  $\hat{\mathbf{0}}$  Ἰωάχαζ] ἰωάχαζ.

158, 18 τρισσάκις] τρισάκις τῷ νέῷ] νέῷ 18 χώραν καὶ τὰς πόλεις Γτὰς πόλεις καὶ τὰς χώρας 22

βασιλεύσας] βασιλεύσας δὲ 30 οὐδὲ] οὐ 31 κατὰ τῶν] κατὰ.

159, 9 βασιλέα] τοῦ ἰσραήλ addit 17 μεγάλα] μέγα

22 τὸν Ἰωὰς] ἰωὰς Σ7 ἐπανῆλθεν] ἀπῆλθεν.

160, 1 ξξ καί δέκα ἔτη] ἔτη έξκαίδεκα 6 τὴν νίκην αὐτῷ] αὐτῷ τὴν νίκην 9 τῷν] τὴν τῷν 10 ἀπήει] ἀπίη.

 $1\bar{6}1$ , 2 πρὸς τὸν] πρὸς 9 αὐτοῖς] τούτοις 19 δολοφ. ὑπὸ  $\Sigma$ ελοὺμ, ἀσεβῶς βιοὺς] ἀσεβῶς βιοὺς δολ. ὑπὸ σ. 21 ἀνηρέθη] τέθνηκε 32 Θαιγλαφαρασάρ] θαιγλα-

φαλασάς.

162, 13 μετέπεσε δέ] μετέπεσε 14 τον θεον] θεον 17 οὖ δ] οὖ 22 Δαμασκόν] δαμασκών 29 ἐμέμ-

φετο addit.

163, 3 τῶν] τὸν 9 Θαιγλαφαλασὰρ] per σσ 10 ἐς] εἰς
 17 οὖτος] οὖτος δὲ 18 Σαλμανασὰρ] σαλαμανασὰρ 24
 Φείου] θεοῦ 25 πᾶσαν τὴν] πᾶσαν 27 τὰς — παρανομίας] τὴν — παρανομίαν 30 ταῦτα] ταὐτὰ.
 164, 1 θεοῦ] ναοῦ] 13 μετφιισεν] κατφιισεν

164, 1 θεοῦ] ναοῦ] 13 μετώπισεν] πατώπισεν 14 οΙπείαν] Ιδίαν 20 μετά τε] μετά δὲ 27 διέφθειφε]

διέφθειοον.

165, 5 του τῆς] τῆς 9 αὐτῷ ἐπενέγκοι] ἐπενέγκοι 18 τοὺς αὐτῷ τιμωμένους] τιμωμένους 19 ὑπ' αὐτὸν] ὑπ' αὐτῶν.

166, 7 προέλεγεν] έλεγεν 16 ἀπέστειλεν] έστειλεν

22 σώματα εύρέθησαν ξευρέθησαν σώματα.

167, 3 και περί] περί 7 αὐτον] αὐτῶν Ναχωρδὰν Duc.] ναχορδὰν 18 τοῦ θαύματος τὸ ὑπερφυὲς] τὸ ὑπερφυὲς τοῦ θαύματος 21 δυσμὰς δέκα] δέκα 26 καὶ φίλον ἔχειν] ἔχειν καὶ φίλον.

168, 4 προστεθέντα] προσγενηθέντα 12 Μανασ-

σῆν] μανασσῆ 23 οἰκείου πατρὸς] πατρὸς αὐτοῦ.

169, 1 τοῖς ὑπὸ χεῖρα] τοὺς ὑποχεῖρα 15 ἐπάξειν] ἐπάξει αὐτοῦ Duc.] ἀλλ' αὐτοῦ 21 θεόν] πν 23 πυρὶ κατέκαυσεν 25 τοῦ προφήτου πρόρρησιν] πρόρρησιν τοῦ προφήτου θυσιάζοντι] θυμιάζοντι 27 ἐνί] τῷ ἐνί.

170, 6 οὖν] γοῦν 13 'Ασσυρίων Duc. ex coniectura

Wolfii] δωμαίων 14 μόνος] μόνον 23 τον δὲ Ἰωάχαζ] τον ἰωάχαζ δὲ 24 την Αίγυπτον] αίγυπτον.

171, 3 ἀκούσας κατὰ τοῦ β. χωρεῖν] χωρεῖν ἀκούσας κατά του β. 23 τέλους έσχε] έσχε τέλους 25 υίὸν έκείνου | έκείνου υίὸν 30 ἢ αὐτοὺς ] αὐτοὺς.

172, 3 βασιλεύσας βασιλεύσαντα 14 τοῖς προφήταις] τοιν προφήταιν 19 προέλεγε] έλεγε 24 την

πρὸς πρὸς recte.

173, 16 και λιμός] λιμός 17 και καθειογμ.] κα-

θειογμ. 19 ούτω] ούτως.

174, 5 ἔφευγεν] ἔφυγεν 11 παῖδας] υίοὺς 14 ἀληθῶς] ἀληθῆ 20 Ναβουζαρδὰν] -δᾶν hic et infra 30 μέχοις] μέχοι.

175, 3 τὰ Duc.] δὲ τὰ 15 ποιεῖσθαι αὐτοῦ πᾶσαν]

πάσαν αὐτοῦ ποιεῖσθαι 16 πατρώω πατρίω.

176,  $8 \tau \tilde{\eta} \ \tilde{\epsilon} \pi$ .  $\delta \tilde{\epsilon} \ \tau \tilde{\eta} \ \tilde{\epsilon} \pi$ .  $\kappa \alpha \tilde{\iota} \ 22 \tau \tilde{o} \ \partial \epsilon \tilde{\iota} o \nu \ ] om. et$ 

αύτους pro αύτοῖς.

177, 19 Σαλμανασάς] σαλαμανασάς, qui supra p. 163 modo hoc modo illud.

178, 15 λεπτωθώσι] λεπτυνθώσι 18 μεταβάλλοιτο]

per l.

179, 1 είπεῖν αὐτῷς είπεῖν 11 κατακρίτων καταπριθέντων 22 πτείναι θ. ά. τοσούτους δ. ά. τοσούτους πτείναι 23 μέγαν έστωτα] om., ut Mon., unde haud dubie delenda 32 έκλικμηθηναι] και σκεδασθηναι addit.

180, 15 και μάλλον] μάλλον 18 αύθις και] και.

181, 2 αὐτὸς] αὐτῆς 9 τὴν βασιλείαν είναι] είναι την βασιλείαν 10 τοιούτον γάρ] τοιούτον μέν 15 της των] των 27 και διά την] και την.

182, 1 Ρωμαίων] δωμαϊκή 7 έξ άριστοπρατίας μετήνεκτο] μετήνεκτο 9 εί καί] και 27 και πολλοστώ]

η πολλοστώ 32 συνετέθειτο συντέθειτο.

183, 7 καταξιώσει καὶ ἀδ.] καὶ ἀδ. ἀξιώσει έγεννήθη] έγενήθη 11 φησί] om. 13 καλεί] αὐτὸν παλεῖ 16 Ἰησοῦς ὶησοῦς 25 ἄνευ δέ γε ] ἄνευ δέ.

185, 2 ψυχήν τοῦ βασιλέως] ψυχήν 3 ἀτεράμονα]

άτεράμονος αὐτόν αὐτό.

186, 4 eldes  $T_0$   $T_0$   $T_0$  eldes 14 στερηθήναι της β.

της β. στερηθηναι 15 δέ σοι σοι δε 28 Μαρωγάδ

μαροδάχ.

187, 14 έπ τοῦ τοίχου] om. 19 σαφηνίζοντι] σαφηνίσοντι 24 εκφράσαι ούδείς invertit 27 καλέσας βαλτάσαρ addit 29 ὑπ' αὐτῶν] ὑπ' αὐτον.

188, 1 έλεγεν αὐτῷ τὰ γ.] έλεγε τὰ γ. αὐτῷ 8 πεοιέστησεν] περιέστη 9 καὶ ή] γὰρ ή 13 τὸ] τὸ δὲ. 189, 7 ἴνα] ἴν 20 ἤλπισε] ἤλπιζε.

190, 8 διὸ καὶ ] διὸ.

191, 4 ἄρκτω] ἄρκω 5 πλευρά] πλευρά και πτερα 7 ἄρκτος] ἄρκος 10 πικροτέρας καὶ μακροτέρας] πικροτάτας καὶ μακροτάτας 23 καὶ τῶν χειρῶν] οm. 24 είληθ.] είληθ. 27 καταχυθέντων καταχεθέντων άθροιξόμενοι] άθροιζόμεναι κατατιτρώσκουσιν Duc.] καί τιτρώσκουσιν.

192, 4 olytowiegov per o  $5 \dot{\eta} \mu \dot{\epsilon} \nu \dot{\gamma} \dot{\eta}$  17  $\dot{\eta} \nu$ 

τῶν] τὴν.

193, 1 περιελείφθη] περιελήφθη 23 ἐπικράτεια διήρητο] invertit 25 της δέ  $\gamma \epsilon$ ] της δὲ 26 δ] addit 29 δ 'Αο.] ἀο.

194,  $10^{\circ} \epsilon \varphi \eta$ ] addit.

195, 21 ἐκεῖνο τὸ κέρας Τὸ κέρας ἐκεῖνο 30 ὑπεν-

έφηνε δπέφηνε.

196, 3 ξως ού] ξως 4 παλαιὸς] ὁ παλαιὸς 7 ως φλὸξ] φλὸξ 8 ἐππορευόμενος] ἐμπορευόμενος 12 μακρον μακρώ 16 παλαιον παλαιών 25 φλέγοντα φλογόεντα.

197, 16 ου εσθαι Duc.] ου εσθε 18 εν τω τω τω 19 εμυήθη] εμνήσθη 24 επί θ. κατά θ. 24, 25 βορραν] βορραν hic et infra αὐτοῦ ἐνώπιον] invertit 28 περί τῶν] τῶν.

198, 7 αὐτοῦ] ἐκείνου 21 ἔτερον] τὸ ἔτερον

23 βόροειον] βόρειον 31 αὐταί] αὖταί.

199, 11 έπαισεν αὐτὸν καὶ ο ο 17 ποιησάμενον

ποιησάμενος 29 μέσων] μέσον.

200, 6 συνετρίβη δέ] συνετρίβη 13 τῶν ᾿Ασσυ-ρίων τὴν] τὴν ἀσσυρίων 30 δύσιν] δύναμιν.

201. 8 και τόν τε τόν τε 11 τοῦ θεοῦ] θεοῦ

16 έξ] om. 26 έγεννήθη καὶ εὐοδώθη] έγενήθη καὶ εὐοδώθη 30 την θυσίαν] θυσίαν.

202, 13 ἀγνοῶν αγωνιῶν.

203, 6 τω] οπ. 10 πρόσχες] πρόσσχες xai] δε 13 παθων] έπιθυμιων 15 αὐτοῖς] αὐταῖς

30 Μωνσέος] μωνσέως στε] στι. 204, 1 στι καί] στι του του του του

26 ηση addit.

206, 7 βασιλείας του μακρόχειρος βασιλείας 20

τοῦ Αρτ.] ἀρτ. 24 ἀνώτερον] ἀνωτέρω.

207, 12 τοῦ ἀρχιερέως] ἀρχιερέως 15 μέν] om.

22 Καίσαρος Γαΐου γαΐου καίσαρος, recte, ut Theodoretus p. 1245, qui hic alterum 25 Καίσαρος αὐγούστου καίσαρος.

208, 5 λογίζονται αὐτὸν] om. 12 τούτου] τούτων. 209, 3 μία λοιπή] μία 14 ἐπιδειξάμενος] ἐνδειξά-μενος 19 τῷ θεῷ] addit 21 πολλοῖς] ἐν πολλοῖς 22 δυνατούς τούς [ερούς] om.

210, 7 όντως δ όντος 21 καὶ σεβάσμιον [ερον] ίερον και σεβάσμιον 24 τοῦ addit 32 ήμῶν ύμῶν.

211, 6 αὐτῆς] αὐτοῖς corr. ex αὐτῆς 11 καί] om.

27 Ἰουδήθ] την ἰουδήθ.

212, 3 αὐτῶν] τῶν καταδεξαμένων] δεξαμένων

7 ἐπελθεῖν] ἀπελθεῖν 30 ὅτω] ὅποι.

213, 3 αὐτῶν] αὐτὸν 7 παρεστῶσιν] παρεστηκό-18 Βαιτουλουά βαιτουλούα hic et infra αὐτῷ ζαὐτῶν 26 παρακαθημένων περικαθημένων 31 δδυνῶν] άλγεινῶν.

214, 1 βοήθεια έκ θεοῦ ἡμῖν ἡμῖν βοήθεια έκ θεοῦ 11 αὐτὴν ] αὐτῆ 12 τὴν τοῦ τοῦ 15 ἄβρας ] αὕρας ? κῶν ᾿Ασσυρίων — τῶν ἐναντίων ] τῶν ἐναντίων — τῶν

ι φοίων.

215, 16 την νύκτα] νύκτα 28 μου] σου.

216, 18 έξελεύσομαι ] έξελεύσεσθαι 23 έπέτεμε τεμε 27 δι' αὐτῆς ἐθ.] ἐθ. δι' αὐτὴν.

217, 4 πληρωθήσετε] πληρωθήσεται 6 του Αχιώρ

εἶπεν] ἔφη τὸν ἀχιώς 13 τὴν] καὶ τὴν 20 αὐτῷ ἀδὴν] αὐτῷ Θαλἰῷ] Θαλῷ 26 Τωβὶτ] τωβὴτ ubique Νεφθαλἰμ| νεφθαλεἰμ.

218, 9 Τωβίαν έγείνατο] invertit 19 ὑπὸ] παρά

20 Ναχορδάν] ὁ ναχορδάν.

219, 5 διανυκτερεύοντα] διανυκτερεύοντι 16 έπιχλευάζουσα] χλευάζουσα 30 Scribendum τῶν ὀνειδισμῶν, ποπ τῶν ὀνειδῶν, quod 31 reponendum pro τὸ ὄνειδος, ubi τῶν ὀνειδῶν A.

220, 8 Γωβρία] γαβρία 11 αὐτῷ συμπορεύσεται] συμπορεύεται (sic) αὐτῷ [17 Τίγρην pro Τίγριν, quod notavit etiam Pinderus, nemo dixisse videtur, sed aut Τίγριν aut Τίγρητα: v. p. VI 25 Ἐκβατάνοις] ἐν ἐκβατάνοις.

221, 6 ἐκδεδόσθαι] ἐκδίδοσθαι 16 νίὸς] ὁ νίὸς

26 τοῦ] τούτων 32 οὐκ] om.

222, 11 με] μοι 27 προσδραμούσα] προσδραμών.
223, 5 [hic numerus in margine excidit] τὰ ἡμίση λαβεῖν ὧν ἐνήνοχεν δίκαιός ἐστι] δικαιόν ἐστι τὰ ἡμίση λαβεῖν ὧν ἐνήνοχα 15 ἔνδοξον] ἐνδόξως 17 τῷ θεῷ]
τὸν θεὸν ὧν — θαυμασίων ἐποίησεν] ὧν ἐποίησε θαυμασίων 24 τῷ] τὸ 32 ἐντειλάμενος] ἐντελλόμενος.
224, 5 δὲ] δὲ καὶ 9 ᾿Ασσυρίων] ἀσουήρου 12

224, 5 δε βε και 9 Ασουρίων άσουήρου 12 κατελέλειπτο καταλέλειπτο 21 προθεσπίσασαν προθεσπίζουσαν 22 τε δε 24 ή ή τῶν 27 Καμβύση in margine scholion σημείωσαι, καμβύσης ελέγετο δ τοῦ κύρου πατήρ. διὸ καὶ τὸν ξαυτοῦ υίὸν καμβύσιν (sic) ὁ κύριος ἀνόμασε.

225, 2 καλουμένη] κεκλημένη] 3 ἀρχεῖα — φωναὶ] om. 5 πεπαιδευμένων] παίδων 9 τοῖς δὲ Duc.] τοῖς δ' 12 γυμνικοῖς] γυμνητικοῖς 13 ἐννενόμιστο] ἐνενόμιστο

14 προείρητο προήρηντο.

226, 4 δε Duc.] δ' 10 πρός τι τῶν ἀλκίμων θηρίων] πρός τι θηρίον ἀλκίμων 16 μέχρι] μέχρι τοῦ

18 αμφω 32 δὲ τὰ δὲ.

227, 1 γεγονότες πλειόνων] invertit 4 τῆς] om. 8 αὐτὸν] αὐτῶν 12 γενέσθαι τινὰ] invertit 17 κῦ-0ς] ὁ πῦρος 20 τοῦ] καὶ 22 ουτος δὲ] ος 30 καὶ ἄλλα.

228, 1 ξαυτῷ ὑποχείρια] ὑποχείρια 2 πάντων γε] πάντων 4 τὸν] οm. 8 τὸ ἔθνος λέγων] λέγων τὸ ἔθνος 22 ἐν] om. recte: v. supra p. XXIV dicta ad h. l. 31 παρήει] παρείη.

230, 3 γνωσθηναι] γνωρισθηναι 5 τούτοις ίσως] invertit 16 τοῦ Αρμενίου καὶ αί θυγατέρες] καὶ αί θυ-

γατέρες τοῦ άρμενίου 20 σύνθηρος σύνθορος.

231, 1 σύμπεμψον] πέμψον 10 μέν] om. 26 rag] addit.

232, 1 περιροηγνύμεναι] παραροηγνύμεναι 6 εί βιάσαιντο] είσβιάσαιντο 7 σφαλείεν] σφαλοίεν.

233, 5 καταλήψοιτο] καταλήψοιντο 21 ἀνατείναντας] ἀνατείνοντες 32 ἀπώλλυντο] ἀπώλοντο.

234, 2 άρμαμάξαις] ἀμάξαις 8 ἔτι ὄντα έγγυς] ἔτι έγγυς ὄντα 26 προῆγον] προσῆγον.

235, 2 ήδη  $\delta$ '] ήδ' 3 οι Υοκάνιοι] υρκάνιοι 9 ώσπερ Duc.] όσπερ 11 ώρα δὴ ἔφη] ώρα ἔφη δὴ 21 λάθοι 26 ἐκλέξασθε] ἐκλέξασθαι 29 καὶ

παταγ.] παταγ.
 236, 7 ἄρχων] ν ab al. m. additum videtur 8 χιλίαν]
 χίλια 10 ὑφ' ἡμῶν] ὑφημῶν 15 φρονεῖς] φρονῆς
 16 τε] σε 21 ἀπήει] ἀπίη 26 Κύρω] πύπλω.

237, 2 αΰτη μὲν] αΰτη recte 11 ol] addit 12 εὐθὺ] addit Βαβυλῶνα] βαβυλῶνος 22 ἄγοντες] φέροντες 23 ἀντεξήεσαν] έξιεσαν 24 προσελάσαντα] προσπελάσαντα 32 ἡμῶν] ἡμῶν.

238, 2 Γαδάτα] γαδάτου hic et infra 9 καὶ ὅσα] ὅσα 13 αὐτὸ] αὐτῷ 19 ἐπὶ] καὶ ἐπὶ 25 ἡμεττέρῳ] ἡμέρᾳ 29 ἐλθεῖν] ἐλθων.

 $[239,\ 2]$  συνδοκε $\widetilde{i}$ ] δοκε $\widetilde{i}$  11 ηκειν] ηκει 22 έναν-

τίος ] έναντίως.

240, 9 κατέφυγε, συντυγχάνει] κατέφυγεν, έντυγχάνει 13 τοις μὲν θεραπεύσουσι τους τετρωμένους] τους μὲν τετρωμένους τοις θεραπεύσουσι 25 συστρατεύεσθαι] συστρατεύσασθαι 26 συσκευαζόμενος] συσκευασάμενος 27 οῦτως] οὐτος 28 ὄντα τὰ] ὄντα.

241, 2 περί ών om. recte, ut apud Xenophontem in

Cyrop, saepius scripsi av pro sequenti av 19 lola om.

20 τῆς ὀργῆς] ὀργῆς 30 ἐξήεσαν] ἤεσαν.

242, 7 άλλος άλλο άλλο άλλο 8 δεόμενοι] δεομένων 16 γένοιντ'] γίνοιντ' 28 έρρήθη τοιαυτα] τοιαῦτα ἐρρήθη πάντα] πάντες συμπροθυμήσεσθαι] συνπροθυμηθήσεσθαι.

243, 2 εlς Duc.] δε εlς 13 πράττη] πράττει 17 απέφησε απέφηνε, ut videtur 18 'Αράσπου ασπάρου 26 φόβου ] φόβον 32 πράγματι] alia manu γράφε θηρίω.

244, 2 καί] om. 13 ἀγγέλλων] ἀγγέλων 15 μὲν οὖν] μὲν 16 Πάνθεια] πανθία ubique 22 παρὰ]

περί 30 πρός του πρός.

245, 4 ἀπήγγελλον] ἀπήγγελον 7 ἄλλων] om. 9 είπε κελεύω τοίνυν] κελεύω τοίνυν είπε 16 γάρ] om.

21 τῆς Λιβυκῆς] λιβυκῆς 23 οὕτω] οὕτως. 246, 10 ἐκέλευσεν] οπ. 17 λόγος τίς] λόγος τις Pinderus ex A, opinor 18 ήδη έγγυς] invertit 19 προσιόντες] Ιόντας 24 λέγεται] έλέγετο 27 υπάγειν απάγειν 29 ἀγγέλλεται] ἀπαγγέλλεται 30 υπήντα] ἀπήντα.

247, 10 αὐτῶν] έαυτῶν 22 κόσμος μέγιστος] μέ-

γιστος πόσμος.

248, 6 και πολύ 'Αράσπου ] πολύ ἀσπάρου και.

249, 10 καὶ δ] δ 12 συνεισέβαλον συνέβαλον 20 συνεισβαλόντων] είσβαλόντων συνεπισπώμενοι] per

o Pinderus, nescio an ex A.

250, 2 τὰ ὅπισθεν] τὸ ὅπισθεν 5 τοῦ Κύρου] τῷ κύρου ΐππφ 8 ἀνεβόησαν ἄπαντες] ἀναβοήσαντες ἄπαντες, unde scripsi ἀνεβόησάν τε ἄπαντες, ut apud Xenophontem est ανεβόησαν τε πάντες 20 απόλλοιντο] απώλυντο, unde ἀπώλλυντο Pinderus, ut Xenophon 27 πίστεις] πίστιν [mox corrig. typ. ἔλαβεν pro ἔλαβον] 31 ἔφευγε] ἔφυγε.

251, 15 μοι αν τι] μοί τι.

252, 14 εππον] τον εππον 15 τούς] ούς. 253, 6 εν ταις] τῆς εν 16 ἄξουσι] ἔξουσι 26 παμπόλλους] πολλούς 28 αὐτὸς — 30 στρατιάν] om. 32 Βαβυλώνος] πόλεως.

254, 1 πόλιν] βαβυλώνα 6 ἀνέβαλον] ἐνέβαλον

16 έγίνετο] έγένετο 26 οί] om. 28 έπεισπίπτουσιν] ξπιπίπτουσιν.

255, 2 Γαδάτα] γαδάτη 4 φεύγοντες] χάζοντες. 256, 4 τους] τους μεν 16 δε καί] δε 18 εύχα-ειτώτερον] εύχαριστώτερον μετάληψις] μετάδοσις 19 υπέταξε | έπέταξε 25 έπιμελεία | τη έπιμελεία 30 ώσαύτως.

257, 9 καὶ γράψαντες] γράψαντες 13 πάντας] om. cum vacuo spatio 19 εἶπε post Κροῖσε] post θησαυρός 21 δη] δε 26 τα om. Duc.] addit 32 παρεσκευάσατο]

πατεσπευάσατο.

258, 1 δρφνίνων] δρφίνων 2 καρυκίνων] καρυκπίνων 7 οποίαν αν έχω] οποίαν (sic) έχω 10 ετίμα] έτοίμα 11 εὐεπιβ. ] ἐπιβ. 18 ἡγεμόσι πολλὰ ] ἡγεμόσ 32 Elvai om.

259, 9 έξήρηται] έξηρημένος είη Pinderus ex codice Colberteo apud Ducangium et Xenophonte, neutrum afferens ex A, qui cum Wolfiana et Monac. ἐξήρηται tenere videtur

16 αὐτὴ] αὐτὴν 18 τὰ] om. 24 δῶρα δὲ] δῶρα τὲ. 260, 3 Αυκίαν τε] λυκίαν 8 ἀπέφερον] ἐπέφερον 13 έταξε τον έπιτήδειον | έταξεν έπιτήδειον 21 αύτου]

αὐτῶ.

 $[261,\ 3]$  κρείττων] κρείττον [7] κοι[3] έμοὶ [11] σοὶ[3]ου 17 πάντα] καί πάντα 19 ουν] om. σθαι] om. 25 έγραψα] έγραψεν 28 έπέγραψε τῆ βίβλω επέγραψε.

262, 21 οί ιερείς | ιερείς 24 συνήργουν | συνηγό-

ουν 29 Χουθαίων ζουθαίον.

263, 8 ἀναδόμησιν ] ἀνοικοδόμησιν 13 την περί τούτων διήγησιν ποιήσασθαι έν έπιτομή τα περί τούτων έν έπιτομή διηγήσασθαι 21 παραυτίκα παραπέμπει] αὐτίκα πέμπει 23 δύω] δύο Pinderus ex A, opinor, ımvis non diserte nominato, ut alibi saepe 26 τῷ] τῷ

27 εἴδους αὐτοῦ] εἴδους 28 δ] om.

264, 21 ἐκέχρηστο ἐκέχρητο.

265, 2 έβασίλευσεν] έβασίλευεν 9 αὐτὴν λάθοα] rtit 10 Kúgov] τοῦ κύgov 18 εἰ δὲ] εἰ : ταῦτα] ταῦτα ποτέ recte 22 'Ασπαθίνη] ἀσπαθάνη, alterum servans 28: v. p. 267, 3 26 έτέρους | έταίρους 27 ἐπάγεται] ὑπάγεται 28 Ύδάρνην] ὑρδάνην τοῦ

ἔργου ἔργου.

266, 6 τον Σμέρδου φόνον του σμέρδου τον φόνον 13 πασιν απασιν 18 τον πύργον πύργον 21 ανέλοι] ἀνέλη 26 έπί] περί 31 διεχρήσαντο ] διεχειοίσαντο.

267, 3 'Ασπαθίνην] ἀσπαθάνην 9 Γωβούας τε καὶ Δαρεῖος] δαρεῖος τὲ καὶ γωβούας 15 μὲν] om. 17 οί δὲ λοιποὶ ] οί λοιποὶ δὲ 19 ταύτας ] ταῦτα 24 δημοκρατείαν — άριστοκρατείαν] per ι 29 χρεμετίση] χοεμετίσει.

268, 9 enei eneise 16 enimavoai mavoai 30 ήτοιμασεν] εποίησεν, et marg. γο. ετοίμασε 31 επί] παρά.

269, 5 νικήσαντι] νικήσοντι 11 σωματοφυλάκων] μεγιστάνων έκέλευε] ἐκέλευσε 14 ἀπατῶντος] ἀπαντῶντος 15 ἄλλων ] ἄλλου 17 ὑπερέχειν ] ὑπερισχύειν 22 άμπέλους δὲ αμπέλους.

270, 8 την πόλιν πόλιν 11 την άν. αν. 12 έτι] addit 17 έπανελθεῖν] έλθεῖν 18 τὸ δὲ κεφάλαιον] το πεφάλαιον δὲ ut Mon., recte 22 Z.] ὁ ζ.

25 Γερέβ] σερέβ 29 καὶ οί] καὶ.

271, 9 αυτώ] τῷ ναῷ 31 γεγραμμένον] γεγραμμένα.

272, 9 ἐπεσταλκόσι] ἐσταλκόσι 10 τοῖς] τοῦ περιέχει αὐτή] αὐτή περιέχει 18 είς] καὶ είς την]

τὸ 22 'Ασαμωναίου ] ἀσσαμωναίου.

273, 4 μήτ'] μήτι 8 βασιλείαν] βασιλείαν αὐτοῦ 12 Μωσέως] μωνσέως 28 ἄλλο τι] τι ἄλλο 29 Ἔξοα post σοφίαν | post συ δε.

274, 4 πρὸς] παρά 5 δ'] δὲ 11 καὶ ἀριθμῷ] ἀριθμῷ 18 τὰ γράμματα] γράμματα 21 τῶν Λ.] λ.

275, 1 ris om. 7 veavlas veeulas 10 aurov

αὐτῷ 14 [εροῦ] [ερέως.

276, 10 ἐκλειπόντας] ἐκλίποντας 16 ἔτει τῆς βασιλείας] τῆς βασιλείας ἔτει ήγεμόνας αὐτοῦ] ἡγεμόνας 26 δείν om.

277, 2 εύρέθη — πόρη τις] εύρέθη τις — πόρη

πελεπυφόρων] πελεπηφόρων 19 δύω] δύο Pinderus ex A, ut videtur.

278, 19 ήξίου] έξῆν.

279, 6  $\eta \nu$ ] om. 11 ὑπὸ τοῦ δέους] ὑπὸ δέους 12 περὶ πλευρὰν] παρὰ πλευρὸν (sic) 15 κατασπασάμενος] κατασπαζόμενος 22 ἀτευκτήσειν] ἀπευκτήσειν 28 παρὰ] περὶ.

280, 10 τούτο μόνον] invertit 13 τίς δὲ εἴη] τίς εἴη 24 φίλων] φίλον 29 τὸν στρεπτὸν] τὸ στρεπτὸν

hic et 281, 2 αὐτοῦ καί ] αὐτοῦ.

282, 8 ἔθνος] γένος 20 Ἄδας] ἄδες hic et 26 21 ἀδικήσαντος] ἀδικήσαντας 31 διέφθεις αν] ἔφθεις αν.

283, 8 μεταπεσούσης τὸν υίὸν] τὸν υίὸν μεταπεσούσης 13 εἰ οί] εἰ 19 Δαρείου σατράπης] invertit 27 συντηρήσειν] τηρήσειν ὑπισχνουμένου] ὑποσχομένου contra Iosephum 28 τόπων] τοπίων 30 ἐστὶν ὀρῶν] ὀρῶν ἐστὶν.

284, 3 συνήεσαν] συνήνεσαν 9 ὀκτακισχιλίοις] ὀκτακοσίοις 15 Μανασσῆν] τὸν μανασσῆν 17 καὶ δ] δ 22 καί τι] καὶ τὸ ex corr. 29 ἐν εἴδει] om.

285, 3 συγκατηυνάσθη] συγκατευνάσθη 5 'Αρίστανδρος] ἀρίσταρχος 23 σηπεδονῶδες] σηπεδῶνες παρέφαινε δὲ παιδόθεν] παρέφαινε παιδόθεν καὶ 31 Βουκεφάλα] βουκεφάλου.

286, 10 πρό αὐτοῦ] πρός ἀυ διεταράττετο] εταράττετο αὐτοὺ] οm. 13 δ'] om. 23 'Αριστοτέλη] ἀριστοτέλη 27, 28 εκδέδονται] ενδέδοται bis 31 εξ-

καιδεκέτης ] έξκαιδεκάτου.

287, 17 λίθους] λίθοις 18 ἐρώτησεν] ἠρώτησεν 19 θεωγένους] θεωγένους 21 ἀγωνιζόμενος ἐλευθερίας] invertit.

288, 30 ἔσχε καὶ] ἔσχε.

289, 3 θάφσος] θράσος 13 ἐνεχείρισε] ἐνεχείρησε
20 δέσποτα] βασιλεῦ φεύξεται] φθέγξεται 23 μὲν
καὶ ὁ τόπος διὰ τὴν στένωσιν παρέσχε φοπὴν τῷ ᾿Αλεξάνδρω] μὲν ὁ τόπος στένωσιν τῷ ἀλεξάνδρω 32 δύω] δύο.
290, 4 δὲ πρὸς] διὰ 9 ἢν] ἦς 10 ἀνάξιόν τι

παρά του] παρά του ἀνάξιόν τι 20 προσπαίζοντα] προσ-

πέξοντα 21 βουλομένω] βουλομένου.
291, 7 φυσική] οπ. 16 πεπλάνηντο] πεπλάνηνται
23 παι Διὸς] παιδίος 24 πολλοῖς] πολὸς 25 διαδοθέντος λόγου] invertit 29 δ] οπ.

292, 17 έφη ω δέσποτα] ω δέσποτα έφη 29 [pro

μήτ' scr. μηδ'] κατηγόρει] κακηγόρει.

293, 2 τοῦ 'Αλεξάνδρου αλεξάνδρου 7 παραλαβών] παρειληφώς 9 ἐπαγόμενος] ἐπαγόμενον 13 καὶ τῶν εταίρων τινες] καὶ ἄλλοι τῶν ετέρων τινες.

294, 4 Βαβυλωνία] βαβυλών 10 πενταπισχιλίοις] πεντακισχιλίας 13 αὐξανομένων] αὐξομένων 16 θαυμάζειν] οm. 17 τοῦ τῶν] τοῦ 22 προήεσαν] προίεσαν 23 περί τὴν ἀρχὴν] τὴν ἀρχὴν 27 καί] ὅτε 31 δ'] om.

295, 4 δίψης] δίψους 6 δοῦσιν] διδοῦσιν. 296, 11 τον Κρατερον δὲ] τον δὲ πρατερον 12 τὸ] τῷ 24 ὑπὸ] ὑπ' 27 Ἑλλάδ'] ἐλλάδα.

297, 12 πρώταις] πρώτον 20 ἀπήντησε] ἀπήντησαν 22 ἀπορίαι] αι πορείαι 25 πρέσβεις πρὸς αὐτὸν post παρῆσαν] post πόλεων.

298, 5 είπεν] om. 11 ύμῶν] ήμῶν 13 ἔχειν]

om. 14 δ] om. 16 μου] μοι 27 δὲ] δ' ἔτι. 299, 2 Βουπεφάλας] βουπέφαλος 6 Γάγγην] σάγγην 7 έξήκοντα] τριάκοντα 12 άντιβουλούντων] άντιβολούντων 18 γάρ] μεν γάρ 23 δύω] δύο 24 άγχεμάχοις] τοῖς άγχεμάγοις al. m.

300, 10 προήλθεν] προσήλθεν 11 δέ] δέ καί

25 την ] om.

301, 2 Ίνδικής] μηδικής 7 Γεδρωσίας] γεδροσίας 14 οί] αί 15 'Αβουλήτου] αβουλίτου 17 νομίσματα] νομίσματος 22 ο Κύρου τάφος] ο τάφος κύρου έπιγεγραμμένα] επίγραμμα 26 της γης] γης 30 θυγατέρα Δαρείου] δαρείου θυγατέρα.

302, 8 διαχειρίσασθαι] διαχειρίσεσθαι 12 δ μέν — 14 ἀσθενεῖς] om. 14 ώς] om. 24 ὁ Ἡφ.] ἡφ.

28 προσέταξε Επέλευσε.

303, 3 προσχών (προσσχών Pinderus)] πρός 13 έχ-

δύεσθαι] ενδύεσθαι 21 καθέζεσθαι] καθέξεσθαι

φρενητιάσας] φρενιτιάσας 30 δ] om. 304, 6 'Αριστοτέλην] άριστοτέλη 8 παγετώδες] παγώδες 11 οὐδὲν] καί οὐδὲν 13 τῷ] τὸ 21 ές] είς 27 ούτως] ούτος.

305, 8 μη αποστηναι] προστηναι 17 διαρπάζειν] διαρπάσειν 19 και τους ιερείς κεκοσμημένους και το

πλήθος] τὸ πλήθος — κεκοσμημένους.

306, 8 ἀφηγεῖτο] ὑφηγεῖτο 22 ἐγίνετο] ἐγένετο 25 Ίωὰδ] ἰωδαὲ.

307, 9 ἐν ἀργία] καὶ ἐν ἀργία 15 γίνεσθαι] γενέσθαι 18 Λάγου] λεγομένου 32 τῷ ἀρχιερεῖ] addit. 308, 1 τῷ βασιλεῖ] addit 7 μεθερμηνεῦσαι] ξρμηνεῦσαι 12 ἡμέραις 30 γοῦν] οὖν.

309, 14 αὐτοῦ προήχθη τὸ βούλημα ζήχθη τὸ αὐτοῦ

βούλημα 22 τε] addit.

310, 3 ανδράσι φιλοτιμότατα] ανθρώποις φιλοτιμήματα 9 δύω] δύο 10 καὶ ἐν] ἐν 12 παραβλη-θείσας] παραβληθείσαις 13 μην] om. 14 ἀλλὰ συμφώνους] om. 18 καὶ προς — 19 Πτολεμαΐον] om. 27 αὐτὸν] αὐτῶν.

311, 14 δ] om. 17 δ'] δε 22 έπανῆλθε] ἀπῆλθε

26 παρασκευασάμενος παρεσκευασμένος.

312, 22 μοι δίδωμι] δίδωμι 28 δισχίλια] χίλια 29 ποιείν] om.

314, 16 Eph addit 18 Edh sev ] edecumber 25 ἀρωγή] ἀρρωγὸς.

315, 12 τῶν σὺν] σὺν 25 καταλιπὼν] λιπὼν.

316, 4 αὐτῷ] αὐτὸν.

317, 14 ξαυτούς] ξαυτόν 22 Ἰωνάθαν] καὶ ἰωνά-25 ώς ] ώς καὶ 26 Εθυσεν Ετερος ] invertit 28 'Απελλην] ἀπελλην.

318, 5 σαββάτοις] σαββάτω 17 συγγόνων συγγενών 25 απέκτεινε] έκτεινε 28 κατασκάψαι] κατα-

χόψαι.

319, 21 τετμημένον] τετμημένων 22 ώλοκαύτωσε] όλοκαύτωσε 26 καὶ όκτὼ] όκτὼ 27 οί] om. 32 ανέστελλεν] ανέστειλεν.

320, 7 ἀγγέλλεται] ἀναγγέλλεται 27 ώπλισμένου]

δπλισμένον.

321, 1 ἔφθειρεν] ἔπτεινεν 5 αὐτὴν] τὸ ίερὸν 23 Σίμωνος του δικαίου] 26 άρχιερατικώ των άρχιε-28 Ήλιουπολίτη] ήλιουπολίτου. Scribendum esse Hionolling et vix apud recentissimos ferendum hoc vitium dixi praef. ad Diodorum vol. 1, p. XXIX ed. a. 1866.

322, 8 απεκτονότων] απεκταινόντων 10 έλθων] άνελθών 16 πασι] πάση 17 διαπραξάμενος] διαταξάμενος 23 πράττοντας διέφθειρεν] διέφθειρε πράττοντας 29 τῆς δυνάμεως] δυνάμεως.

323, 4 κατέφυγε] κατέφευγε 11 πολέμων] πολεμίων 15 ἀρχιεροσύνην] per ω δὲ] δὲ δ.

324, 17 δέ γε] γοῦν [sic enim scribendum pro οὖν, quod irrepsit pro γοῦν] 25 ἀποσκευήν] παρασκευήν 26 'Αμαρείου nescio an αμαραίου, quod ex Wolfiana tantum annotat Pinderus 27 νομιζόμενα] πομιζόμενα 28 του Ίωνάθαν έζήτει καὶ ἐπηλθεν αὐτῷ ] τῷ ἰωνάθαν έπηλθεν 29 μαχομένω μαχουμένω.

325, 5 γάμον δὲ] γάμον οὖν 10 διήρπαζε] διήρπασε 13 πρὸς τὸν] πρὸς 20 Ἰωνάθην] ἰωνάθαν 22 Ίωνάθην Duc.] Ιωνάθου, ut Wolfius 25 πύργους]

πύργον.

327, 9 πρὸς Duc.] εἰς 10 παρὰ Πτ.] καὶ παρὰ πτ. 11 παρά τοῦ] παρὰ 13 χειρὸς Duc.] δυνάμεως 24 Ἰωνάθην] ἰωνάθαν. Alterutrum etiam paullo ante et alibi temere illatum videtur. V. ad p. 329, 30; 330, 31. Iovádn quidem in A p. 331, 7 Byzantina est forma genitivi, cuius perpauca sunt exempla apud Zonaram 28 συν] om.

328, 3 την γάρ και την 15 τον Πτολεμαΐον βασιλέα ανέδειξαν] βασιλέα τον πτολεμαΐον ανέδειξαν 17 δή] om. 20 post Δημήτριον repetit και ήνυσε βαδίως τὸ σπουδαζόμενον ex v. 10 30 έξαρπασθείς] ἀναρπασθείς.

329, 8 συμμαχίας καὶ συγγενείας ] συγγενείας καὶ συμμαγίας 25 γνούς γνούς δε 27 παϊδα Duc. ] τὸν παΐδα 30 Ἰωνάθαν Duc.] Ιωνάθην.

330, 25 άδελφὸν Duc.] τὸν άδελφὸν 31 Ἰωνάθας Duc.] *ໄωνάθης*.

331, 4 πρότερον] πρότερα 7 Ἰωνάθου] ἰωνάθη 8 τοὺς πρεσβευτὰς φιλοφρόνως] φιλοφρόνως τοὺς πρεσβευτὰς 12 αὖθις αὐτοῖς] αὐτοῖς 18 καὶ αἰχμ.] αἰχμ. 22 έχετο] είχετο 31 τοιαύτα] ταύτα.

332, 3 έλειν καὶ] έλων 5 Ἰωνάθα Duc.] ἰωνάθης 9 ολίγον] ολίγων 12 Ίωνάθας] Ιωνάθης 17 κεπίνητο] κεπίνητο 23 καὶ δ] καὶ 30 δ Τρύφων] τρύφων 31 ἐφύλαξε] ἐτήρησε.

333, 2 διεκώλυσεν] διεκώλυεν 6 τριετίαν] τετραε-

τίαν 25 έκκλειομένου] έγκεκλεισμένου.

334, 1 φρούριον καταφυγόντα] invertit 3 προσεκαλείτο] προεκαλείτο 10 τον Σίμωνα] σίμωνα 12 διήγαγε] διήγε 31 Κοτυλάν] ποτυλάν.

335, 13 ενστάσης] επιστάσης 18 του θεου] θεου

22 πολέμου πτολεμαίου 28 Δαβίδ αδελφού.

336, 9 τάλλα τὰ άλλα 11 στρατιότων στρατιωτών 13 τών — προσηκόντων] τον προσήκοντα 25 τοῦ ἐπικλ. — ἐτράφη 26 post ἐμάχετο, ut ex margine illata videantur 28 ὑπάρχων] ὑπάρχειν.

337, 2 προγέγραπται] γέγραπται 3 ἔτεκεν] τέτο-κεν 9 συναγαγείν χρημάτων] invertit 17 των] τους 22 απήγγειλε] απαγγείλαι 28 δε καί ] δε 29 πυρίαν την είμαρμένην νομίζουσιν είναι πυρίαν είναι την είμαρμένην δοξάζουσι.

338, 7 προσετίθει] προσετέθη παραδόσεως] παραδόσεων 21 είς] πρός 23 αὐτῷ] αὐτῷν καθεῖρξε]

παθεῖξε.

339, 4 βουλεύεται] βούλεται 14 ώπλ.] όπλ. ίδοι] ίδη 15 ύποπτεύσας] ύποτοπάσας 21 προείπε γὰς αὐτὸν ζῶντος τοῦ 'Αντιγόνου] ζῶντος τοῦ ἀντιγόνου προείπε γὰο 25 του 'Α. ἐκεί γενήσεσθαι] ἐκεί γενήσεσθαι του ά. 27 'Αντίγονος] ὁ ἀντίγονος 30 τοιούτο] τοιούτου.

340, 7 είπεν] om. 13 Ίαννέαν ] Ιανέαν 20 καὐ-

τοῦ] καὶ αὐτοῦ 24 οἰα] οἰς.

341, 5 δυνατωτάτους δυνατωτέρους 13 έστράτευε] έστράτευσε 21 έπὶ] κατὰ 28 τεταρταίφ πυρετφ] invertit.

342, 2 παραγενομένην] παραγινομένην 9 έκείνων] έκείνου 18 δύω] δύο.

343, 14 'Απέλαος] ἀφπέλαος 25 ως στι 26 ο]

om. 27 συνήθοοιξε συνήθοοισε.

9 μέν του μέν 344, 5 Υοκανού τοῦ ύρκανοῦ 11 δ μεν ανεχώρησεν] ανεχώρησεν δ μεν 19 βασιλέα των ' Αράβων | τον ἀράβων βασιλέα 20 πέμπει πέμπει αὐτὸν 26 ὑπ' ] παρ' 31 πρὸς τὸν ] πρὸς.

345, 4 ἄνδοα δίπαιον] δίπαιον ἄνδοα 8 θεε] πύριε 11 ἐπαρήξης] ἐπάξης 14 αὐτοὺς εἰσ. τῆς ἀσεβείας] τῆς ἀσεβείας αὐτοὺς εἰσ. 17 πολεμοῦντος] πολεμοῦντι 27 μέγα πομίζοντες] μεταπομίζοντες 28 ταύτην] ταύτα

29 εν Καπιτωλίω παπιτωλίω.

346, 1 ανατιθεμένην] ανατεθειμένην 5 καί] κατά 15 τῆς ἀρχῆς τὸν Ὑρκανον] τὸν ὑρκανὸν τῆς ἀρχῆς είσήγαγεν είσηγεν 31 τούτων άλλως] invertit.

347, 2 μεμήνυτο] μεμήνυται 6 άναπηδύει] άναπι-

δύει 11 τῶν δὲ] τῶν 13 δὲ] γοῦν. 348, 1 Ῥωμαίοις] οm. 4 θυγάτοια] θυγατέοες 12 δὲ] δὲ τοῦ 20 η καὶ] η 29 συναποδράντος] συναποδράσαντος 30 δύω] δύο ex A, opinor, Pinderus: sic 349, 19.

349, 10 δ'A.] α. 11 et 12 Κράσω et Κράσος] per σσ, ut infra etiam vulgo 13 ἐλθων] ἐλθων καὶ 21 φυγών] φυγών καί 30 ἔπεμψε Επεμπε 31 Πομ-

πηίου τοῦ πομπηίου.

350, 6 δε δε τότε 24 τους] των.

351, 7 καταποιθή] καταποιθείη.

352, 3 δίκην] κοίσιν 6 την Σ.] σ. 7 Κικίλιος (pro καικίλιος, quod dedi, apud Iosephum Κεκίλιος scriptum, quod ipsum fortasse sic repetierat Zonaras) nunilluog 13 Σέξτου τοῦ σέξτου 15 et 18 Κάσσιου per σ, non infra 30 ελάνθανε] έλαθε.

353, 6 Kolλης | της κοίλης 18 δε om. 21 είσο-

δον είσέλευσιν.

354, 4 δικαίαν ποάξιν]

355, 8 αὐτῶν αὐτὸν 11 αὐτοῦ αὐτοῦ 17 περί Τύρον τῷ 'Αντωνίῷ] τῷ ἀντωνίῳ περὶ τύρον 21 πειρασθωσι] πειραθώσι 28 ην] εί παραδώσιν] παραδώσουσιν, ut.losephus 30 'Αντίγονον] ἀντίπατρον 30 'Αντίγονον] ἀντίπατρον 32 βασιλεύς] στρατηγός.

356, δ συναινούντος] συναινούντες 7 προύπεμπε σφᾶς, quod ex editione Pinderi remansit] προύπεμπεν αὐτούς recte 19 παραλαβών] λαβών.

357, 8 μόνων] μόνον 19 μεν] addit 24 των]

τον 30 ενοχλήσων ενοχλήσειν.

358, 2 τον ἀδελφον] των ἀδελφῶν 11 δὲ] addit 13 παραστησάμενος] παραστησάμενοι 23 μασάδαν] μασάδα διόλου ἐπολιόρπει] invertit 25 βουλεύεσθαι] βούλεσθαι διαποσίοις] διαπόνοις 26 γενομένου νυπτὸς] invertit 20 ἀντιγόνω] ἀντιγόνου.

359, 5 Μασάδαν] μασάδα 6 παραγίνεται] έπορεύετο 8 έστρατοπεδεύσαντο] έστρατοπεδεύσατο 15 έπιτηδείων] έπιτήδειον 20 έν] om. 22 έξερρωγόσι] έρρωγόσι 28 πεσόντος Πακόρου] πακόρου πεσόντος.

360, 3 Σοσσίω] σουσσίω 7 απαν ἀπέβαλε τὸ στράτευμα] τὸ απαν ἀπέβαλε στράτευμα 28 δρῶντο] ωρῶντο

29 βαλόντες βάλλοντες.

361, 13 της τοῦ Ἰωσήφ κεφαλης] της κεφαλης Ιωσήφ 24 έγείραντες] έγείροντες 27 δὲ] addit 29 δὲ] γὰρ ἡμέρας] ἡμέρας ex Iosepho Pinderus, ἡμέρας haud

dubie etiam A, quamvis non diserte ex illo afferat.

362, 13 βασιλικώτατα] βασιλικωτάτως 16 δικαιολογήσηται] δικαιολογήσεται 29 Πολλίωνα] πολίωνα.

363, 6 ἀφείλετο] ἀφείλατο 27 ἐκ ποδών] ἐκποδών.

364, 5 έξ] addit 12 Μαριάμμην] μαριάμην 15 άτευπτήσειν 27 Άλεξάνδραν] άλεξάνδρα.

365, 3 [εροσύνης] [ερωσύνης 6 οῦτως] οῦτω ώς om. Duc.] haud dubie addit, etsi non diserte hoc annotat Pinderus, quum sit in Wolfiana et cod. Monac. 13 φό-βων] φόβον 14 Κλεοπάτραν] πλεοπάτρα 17 ἐππομιδήν] πομιδήν.

366, 3 Ήρώδης] ο ήρώδης 4 σκοπώ] σκοποῦ

7 καν] και 22 ούν] τοίνυν.

367, 2 μαλλον είς πλείω] είς πλείω μαλλον 3 ένη-

γεν] ένηκεν 4 κτείνειεν] κτείνυυεν 25 χαλεπόν] κακόν 26 τον Ἡρώδην ἐτάραξε] ἐτάραξε τον ἡρώδην 28 έξειπε το απόρρητον, έλεγε] έξειπεν έλεγε το απόρρητον

εί μή] μή 30 δεδούλωτο δίδεδούλωτο.

368, 24 'Hoωδου] ἡρωδη: v. de hoc genitivo dicta ad p. 327, 24, nisi Ἡρωδη voluit librarius 28 συγκατεχώ-

σθησαν] συνεχώσθησαν.

369, 3 υπέστρεψεν] υπέστρεφεν 5 και φρονήματος έμπλεως] om. Eadem quod losephum omittere perhibet Pinderus, is habet potius, sed transposuit, ut appareat male omitti in A.

οπιτι τι Α. 369, 7 η καὶ ] η το Ἡρωόης δὲ ] ὅθεν 15 ὑπάρ-χουσα ] τυγχάνουσα 31 τὰ κατὰ ] τοῦ κατὰ. 370, [2] μηδὲ ] μὴ ] 3 δὲ ] γὰρ ] 5 πᾶσαν τὴν γενεὰν ἐν Μασάδοις ] πᾶσαν γενεὰν ἐν μασάδι ] 7 ταμίαν ] λαμέαν ] 19 ὑποστολῆς ] ὑπερβολῆς 20 ἀποκατέστησεν] απεκατέστησεν 28 κατεκλείσθησαν] κατελείφθησαν.

371, 10 ε $l_{\rm S}$ ] προς 13 ξαυτον] καὶ ξαυτον 15 διαβολα $l_{\rm S}$ ] διαβαλε $l_{\rm S}$  23 μεγίστων] μεγίστων τιμών.

372, 2 ἀποκτείναντι] ἀποκτείναντα 4 τοῦτον] τούτω 6 διαλέξασθαι] προσδιαλέξεσθαι 15 ἐκεῖνος] els rélos | els rélos enervos 19 olneiorátous | olnelous 24 έαυτης ] έαυτη.

373, 12 6] addit 23 exelvar] exervor 27 xai μελιστί] μελιστί 30 κατά την χώραν τότε] τότε κατά

χώραν.

374, 1 νόσοι] νόσος 9 επεμπεν] επεμψεν δυναμένοις δι' έαυτῶν δι' έαυτῶν δυναμένοις 12 δι' έτέοαν] ετέραν 17 ουτω] ουτως 19 επίσης] επ' τσης 29 προσκατ. προκατ.

375, 4 προσκεχ. Duc.] προκεχ. 11 τῶν Ἰουδαίων] ἰουδαία 16 ἀνίστα] ἀνίστη 19 τοιούτοις] τούτοις

23 καί γώραν έτι προσέθετο addit.

376, 6 πολάζων] πολούων 7 συνιόντας] συνόντας 11 εξαυθαδιαζομένους] εξαυθαδιζομένους 16 Σαμαίαν] σαμέαν συμφοιτώντων] συμφοιτητών 24 διδασκάλου] διδασκάλους 25 προσεῖπεν προεῖπεν 30 πρὸς θεον είς θν', margo πρός θν'.

377, 2 τῆς βασιλείας ἡρώτα] ἡρώτα τῆς βασιλείας 4 καὶ] δὲ 7 ὀκτωκαιδέκατον] ὀκτωδέκατον 8 καταβαλόμενος] καταβαλλόμενος 18 περί] om. 25 προσηγόρευσεν] προσηγόρευσεν 28 ανεγείρετο] ανηγείρετο.

378, 6 [exelvois] exelvys 11 [exactlar] [exactlas 16 οψηται] οψεται 23 μητέρα] μητέρα τὴν μαριὰμ 24 καὶ τὴν] τὴν 26 φόνον] φόνον τὸν.

379, 5 καί] δὲ 7 τινὰς καί] τινὰς τοῖν νεανίσκον] τῶν νεανίσκον 10 δύσνοια] δυσμένεια 29

ἐπεισήγαγεν] ἐπεισῆγεν.

380, 5 Evenolouv] Enolouv 8 ouvlothain ouvloth 11 ἐπ' ἐκείνφ δοκεῖν πάντα] πάντα ἐπ' ἐκείνφ δοκεῖν 21 αὐτῶν αὐτὸν 25 μη δ' μη 26 συνδακρύοντας δακρύοντας.

381, 26 πρώτω] πρώτα 27 είτα καί] είτα 30

εὐεργετημώτατος] per ι πρὸς δὲ] καὶ πρὸς. 382, 2 δὲ] δ' recte 5 ἐνεστὸς] ἐνεστώς δαπανων] δαπανῶν 7 ἐπίεζε] ἐπιπίεζε 15 τάλαντα τρ.] τρ. τάλαντα 17 ανέκφορον] ανέκφωρον 32 δοκή doxeĩ.

383, 9 δε] om. 16 ζεύγνυσι] συζεύγνυσι.

384, 4 απηγγέλλετο] επηγγέλλετο 5 τε διορθούν] δὲ διορθοῦν 13 οὐ] μὴ 17 συνθείναι] συμπείσειν 20 τρόπων] ἐπιτρόπων 26 διὰ κάλλος σπ.] σπ. διὰ nálloc.

385, 18 ori] om.

386, 1 μηνύσαντα] μηνύσοντα 4 κατασκ.] κατεσκ. 6 εὐθὺς] om. 14 αὐτοῦ γεγονότος] invertit 22 διαλύειν Ελέγε] invertit 23 δ] addit 29 προς Ήρωδην αὐτῷ διαλλακτής] αὐτῷ πρὸς ἡρώδην διαλακτής (sic) 30 είναι addit.

387, 5 πολύν] πολύ 9 δῶρα] δῶρον 16 πε-

~^(ητο] ἐποίει 25 δύω] δύο.

388, 4 γράμμα] γράμματα 9 διισχυρίζετο] απισχυ-ξετο 14 γάμων] γάμου 30 προσχόντας] προσwrag Pinderus, non dicens sic esse in A.

389, 16 τῆ γνώμη νομίζων] νομίζων τῆ γνώμη ου] om. φυγείν] φυγήν 22 δύσνοιαν] δυσγένειαν. 390, 2 τοῦ] addit 5 διελέλυτο] διελύετο 13 δνόματι] ὄνομα αὐτοῦ] αὐτῷ 14 ὅντος] οm. 15 δὲ] οm. 25 ἐργαζομένων] ἐξεργαζομένων.

391, 2 τοῖς] addit 13 τεκνογονίαν] τεκνοκτονίαν 17 αἰτία γενομένους] αἰτία 25 ἀνέπεμψεν] ἀπέπεμψεν

27 δύω δύο αὐτῷ ἐγεννήθη invertit.

392, 14 θυγάτρια] θυγατέρες 15 δὲ] om. 24 σημαντικόν] σημαντική 26 στάσεις καὶ μάχας] μάχας καὶ στάσεις 27 σκοποῦσα — 28 αὐτοῦ] om. 29 γε-

νέσθαι] γίνεσθαι.

393, 6 συνίει] συνίη 8 βασιλεῖ] βασιλεῖς, ut Iosephi βασιλεῦσι voluisse videatur 10 τῷ] om. 11 εὐνοῦντες] εὐνοοῦντες 12 κατεψηφίσθαι] καταψηφίσασθαι 14 τε] om. 17 ὁ εὐνοῦχος] εὐνοῦχος Κάφος] κᾶφος 25 συγγενείας ἀντιποιῆ] invertit 26 ἀνταπεκφίνατο] ἀπεκρίνατο 27 ἀπεστερῆσθαι] ἀποστερεῖσθαι.

394, 5 γενομένω θυγατοδς, Φερώραν δὲ] θυγατολ γενομένω φερώρα δὲ 13 τῷ Αντιπάτος ἀντιπάτος 16 Ἡρώδην] ἡρώδη 20 ἐχεμυθοῦσαι] ἐχεθυμοῦσαι,

corr. έχεμυθοῦσαι.

395, 7 αὐτὸ] αὐτῷ παρὰ] περὶ, corr. παρὰ 10 καὶ ἡ] ἡ 12 πάλιν ἠρώτα] invertit 16 Φερώρου] φερώρα.

396, 2 εταζόμενος ] εξεταζόμενος [7] μαθήμασιν] μάθησιν [10] εγένετο [7] επομάττετο [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] [7]

397, 8 αὐτῷ] om. 12 ἐκέλευεν] ἐκέλευσεν εἰς δάκουα τοἐπεταί τοἐπεται εἰς δάκουα 30 ἔθανε] ἀπέ-

θανε

398, 6 οἶσθα — 7 γνωσθείην] οπ. 13 'Ακμὴ 'Αντιπάτοω] οπ. 18 κατὰ τῶν τοῦ γενομένων] τῶν κατὰ

σου γινομένων 22 Διβία λουλία.

399, 1 ἀνετίθει] ὑπετίθει 4 δὲ] οm. 5 διαθήκας] διαθήκην contra Iosephum 12 πεποίηντο] πεποίητο 16 Ιουδαίων] οm. 18 γένηται] οm. 28 Μωσῆς] μωυσῆς 32 κατακεκλιμένος] κατακλινόμενος.

400, 3 ως] καὶ ως 9 Ἰωζαρον] ίωὰς 10 τῆς

αὐτοῦ γυναικὸς] γυναικὸς ἰδίας 11 στασιαζόντων] στασιαστῶν 20 αὐτοῦ μέλος] invertit 26 πλέων] πλέον. 401, 16 μέν] οπ. 19 ἀνακοανόντος] ἀνακοανότος

401, 16 μεν] om. 19 αναπραγόντος] αναπραγότος 30 γνησίω] addit.

402, 1 Λιβία] loυλία 4 μεθό δ' — 5 τοιάποντα] om. 7 ίπποδοόμω] ίπποδοομίω 13 'Λοχελάω] ἀρχελάου 16 δ' εὐθύς ήν] δὲ ήν εὐθύς 18 πολυτελής] πολυτελῶς.

## AD VOL. II.

P. 1, 1 δ Ἡρώδης] ἡρώδης 4 περιτιθέντος] παρατιθέντος 14 ἔτερόν τε] ἔτερον δὲ 15 τοιούτοις] τούτοις 16 ἐπένευε] ἐπένευσε 17 διαλεξόμενον] διαλεξόμενος 18 ὅτε] ὅταν 24 τὸ ἰερὸν] τὴν τῶν ἀζύμων ἑορτήν.

2, 24 των om.

3, 11 τριαπόσια] τετραπόσια 13 έμβαλεῖν αὐτῷ] invertit 19 Σαβῖνος] ὁ σαβῖνος 24 τὸ] τῷ 28 σώματος καὶ ῥώμη] καὶ ῥώμη σώματος.

4, 11 Γαλιλαίοις] γαλιλαίους 25 συνεστράτευντο] συνεστρατεύοντο 30 Ήρωδη — παρανομηθέντων] ήρω-

δου - παρανομημάτων.

5, 5 κρατήσαντα] κρατήσοντα 7 ὥσπερ μὴ] μὴ ὅσπερ 9 σφαγὴν κατὰ τὸ τέμενος] κατὰ τὸ τέμενος σφαγὴν 10 αὐτῷ τὴν ἀρχὴν] τὴν ἀρχὴν αὐτῷ 21 αὐτὸν] addit 23 ὁ] addit 32 νεανίας δέ τις Ἰουδαίος] δέ τις ἰουδαίος νεανίας, praecedentibus haec iungens.

6, 3 υἰφ Ἡρωδου] ἡρωδου υἰφ 12 αὐτῷ] αὐτὸν 14 ἐτετράχωτο] ἐτετρύχωτο 21 τὸ ἀληθὲς] τἀληθὲς 25 ἐπείνφ] ἐπεῖνον 28 Ἰωαζάρου] ἰωὰς, ut p. 259, A;

265, A; 266, B.

7, 11 στάχυας] ἀστάχυας 13 τὸ μὲν γένος] τὸ γένος 27 κάκείνου] ἐκείνου 32 τοῖς ἀνδράσι τὰς γυ-

ναῖκας] τὰς γυναῖκας τοῖς ἀνδράσι.

8, 3 συνωμίλησας | ώμίλησας 11 ἀπογραφόμενος | άπογραψόμενος 15 Ίωαζάρου | Ιωάς, ut p. 6, 28 21 οἰπείων | δι' οἰπείων | ἔσπευδο 28 Φαρισαίων | per σσ, ut passim.

3 τῶν τὴν τῶν 9, 1 κεκαίνισται] κεκανόνισται

10 πιθανώτεροι] πιθανώτατοι. 10, 11 οὐν] addit 17 Ἰωάζαρον] ἰωὰν, sic: v. ad 19 Σεθεί] σεθί 21 Μάρπος ημάρπος δ p. 6, 28 30 Διβίας ] Ιουλίας.

20 δηθεν] om. 22 περιστήσας] 11, 16 γ' δ'

ἐπιστήσας.

12, 19 αὐτὸν τοῦτον ex versu praecedenti, ut saepe peccatum in hoc libro 20 των om. 28 είσετι τε

13, 2 δ] om. 4 γαρ Duc.] om., recte 27 χρηστότητι διαφέρουσα σεμνυνομένη χρηοῦτως στότητι.

14, 2 τῆς ἡλικίας] τὴν ἡλικίαν 20 αίς] ώς εύκταιότατος ] εύκλαιότατος 32 προεκέκρυπτο] έκέκρυπτο.

15, 1 "Αννουβις] ἀννούβιος, ut 9 ἀννούβιον 3 διηγεῖτο αὐτῷ] διηγεῖτο 10 αὐτῷ] αὑτῷ. Sed scribendum videtur ἐμαυτο, ut est apud Iosephum, quum Zonaras nusquam utatur forma αύτοῦ pro ξαυτοῦ 11 περιρήγνυται] περιρρήγνυται 15 Τύβριν Duc.] θύβριν 20 έκέ-24 Μωυσέως] μωυσέος 28 Οὐιτέλ**λευε**] ἐκέλευσε lion ovitélion ubique.

16, 13 και την στολην την άρχιερατικήν είχεν, αὐτῷ ανήπουσαν] και την αρχιερατικήν στολην αύτος ανήπουσαν είχεν ως άρχιερεί 23 έπεδίδοτο απεδίδοτο 31 oun-

**φεύσοντα** δμη**φεύσαντα**.

17, 10 καί μέτοιος τοῖς ἀρχομένοις ] τοῖς ἀρχομένοις καί 11 εί τις προϊόντι προσήει] προϊόντι εί τις 18 δ] addit 25 μετοικήσασθαι] μετοικίσαπροσήει σθαι Pinderus nescio an ex A, quum Iosephum tantum memoret tanquam hoc praebentem.

18, 20 φανείσθαι γενέσθαι 22 φέροι ] φέρον ἐώκασι] ἐοίκασι. Exspectes, ut Pinderus animadvertit, ἐώ-23 πράξοντες πράξαντες 26 δέσμοις δέπεσαν

28 δόξαν δόξα. биюс

19,  $7 \epsilon l_s = 10 \epsilon l$ 24 αντωνία] αντωνίνα.

20, 2 els eneivos Duc. els 6 nanonogy en enavy lo ev

έπανηλθε κακοπραγών 10 Φασαήλου] om. 16 'Αγρίππα] αγρίππα 26 'Αγρίππου] αγρίππα 28 τον] addit.

21, 1 'Αγρίππου] ἀγρίππα 2 δύω] δύο 3 δισχιλίας] χιλίας 6 μυριάδα] μυριάδας 7 έπ'] απ'
14 δε το δάνειον εκείνης] δ' έκείνης το δάνειον 18 τοῦ Καπίτωνος] καπίτωνος 23 ὀφείλημα] ὄφλημα 24 ἐκέλευεν αὐτὸν] ἐκέλευε 26 'Αντωνίας] ἀντωνίνας

30 ο 'Αγρίππας] άγρίππας 32 των λόγων] τον λόγον. 22, 5 γένοιτο] γίνοιτο 13 [άποδιώκειν] scr. άποσοβείν et 14 αποδιώκειν, ut A pro διώκειν male nunc haec perversa] 20 ἀνύσας ἐπὶ τῆ αὐταρχία] ἐπὶ τῆς αὐταρ-χίας ἀνύσας 21 δύω] δύο 25 Αντωνίαν] ἀντωνίναν 30 ἀπώσατο] ἀπείπατο.

23, 1 αὐτὸν] αὐτὴν 2 ἀνωτέρα] ἀνωτέρω δὲ] διὰ δὴ 4 αὐτῷ] αὐτοῦ 7 Άντωνία] ἀντωνίνα 11 εἴτε] εἰ 23 Βούβονα] βουβῶνα.

24, 3 καί] om. 11 τελευτᾶν] τελευτῆς οπ. Γέμελλος] γέμελος 14 συγγενής ών ] συγγόνου 22 πρότερον καί] πρότερος.

25, 6 είκοσι και δυοίν] δύο και είκοσιν 10 βούλεσθαι] βουλεύεσθαι 17 ύπετόπησε] ύπετόπασε contra

Iosephum 20 ἀπεκάλυψεν] ἀνεκάλυψεν.

26, 3 είς] είς την του ] om. 4 έβούλετο] ήβούλετο 6 λύσαντος] λύσοντος 8 τριῶν] μετρίων 12 προσθέμενος] προσθεμένου 13 χαλπείων] χαλπίων 19 δέοντα] δέον τὰ ex A, opinor, Pinderus 23 Ρώμην]

έωμης 29 ποὸς] εἰς. 27, 3 ἐπήει] ἐπανήει 4 Σηιανὸν] σκιανὸν ὁμοίως αὐτῷ] invertit 14 ἀειφυγία] ἀειφυγίαν

έαυτον] αύτον 26 τον] addit 30 μόνοι] om.

28, 18 πολλαλ μυριάδες] invertit 20 πρότερον

ήμας] invertit.

29, 3 τοῦ πλήθους] τὸ πληθος 20 μη δόξαι] δόξαι  $\frac{2}{1}$  τοθασε] ξφθασας  $\frac{24}{1}$  βούλομαι τοῦτον] invertit το  $\frac{27}{1}$  οm.  $\frac{27}{1}$  εμφαινούσαις] εμφανούσαις  $\frac{29}{1}$  γρά-

9 αύθις] γράφει 31 τῶν περί] περί τῶν. 30, 5 τοῦ] om. 10 φόβου] φόβου 16 ἡρξεν ὁ λεύς και πάππος αὐτου Ἡρώδης ἡρώδης ὁ βασιλεύς καὶ πάππος αὐτοῦ 22 Γαΐου διατεθέντος πρὸς αυτούς] πρὸς αὐτοὺς γαΐου διατεθέντος.

- 31, 6 διατάσσομαι] διατάττομαι 7 πρότερον] πρότερα 9 'Αγρίππα] άγρίππου 'Αγρίππαν] άγρίππα 17 "Ανναν] ἄννα 18 Κανθηρᾶς] καθηρᾶς, ut 32, 5 καθηρᾶν 19 δύω] δύο.
- 32, 2 ἐπέστειλεν] ἀπέστειλεν αὐτὸν] αὐτὴν 13 φορτικὰ] στυγνὰ 22 συνέστιον ἐσόμενον] συνεστιαθησόμενον 23 ἀνακαλεῖ] ἀνακαλεῖται 24 πεπαῦθαι] πεπαῦσθαι 31 ὁ βασιλεὺς οὖτος] οὖτος ὁ βασιλεὺς ἐν δωρεαῖς] οm., quod rectissimum videri deberet, nisi haberet Iosephus.

33, 1 οὖν] γοῦν 29 ὡς ἀσεβοῦσαν] ἀσεβοῦσαν.

- 34, 1 τοῖς] τῆς 3 ἐγὰ ἤδη] ἤδη ἐγὰ contra losephum 6 τὸ βασίλειον] τὰ βασίλεια 8 σάπκω] σάπκου πατρώω] πατρίω 19 ἵππαρχος] ὕπαρχος 22 οὖν δ] ὁ οὖν 26 Δρουσίλα] δρούσιλλα 28 αὖτοῦ] ἐπείνου.
- 35, 8 ἐπιτροπεύοντα Duc.] ἐπιτροπεύσοντα 9 καὶ Καισαρεῦσι] καισαρεῦσι 11 τό τε] τε 13 τοῦ] om. 15 καὶ οί] καὶ 18 αἰτησαμένους] αἰτησομένους 20 καὶ δ] δ 25 δὲ] om. 31 Κανθηρᾶν] καθηρὰν.
- 36, 7 ὑπερέθετο] ἐπέθετο 13 τούτου] τούτω 17 ᾿Αβεννήριγον] ἀβενήριγον 23 διέτριψε] διέτριβε 28 γενέσθαι] οm. 29 ἀλλὰ τῶν πλειόνων] τῶν πλειόνων δὲ.
- 37, 2 δ' αὐτίκα] δὲ ἀσπασίαν ἡγεῖσθαι] βεβαιοῦν nescio an A, quum hoc ex A non diserte annotet Pinderus 4 καὶ κατὰ] κατὰ 7 τῶν προσηκόντων τῷ Ἰ. γνώμην] γνώμην τῶν προσηκόντων τῷ ὶ. 12 ἐπανέλθη] ἐπανέλθοι 14 ὑπεδέξατο καὶ] om. 30 τούτου] τοῦ 31 ἐκ Γ. Ἰ.] ὶ. ἐκ γ. 38 Μωσέως] μωυσέως Pinderus ex A, opinor.

38, 2 μόνον] μόνους 4 ύπερεβάλετο] ύπερεβάλλετο 16 διένειμε 19 βασιλείαν τε] βασιλείαν.

39, 5 συντεθεμένων] συντιθεμένων 7 οὕτω] τοῦτο 12 ὑπήντα] ἀπήντα 18 δέ τινα] τινὰ δὲ.

40, 1 τῶν] τὸν 17 καὶ ἀξιοῦντες] ἀξιοῦντες 31

οὐολογέσης] ὁ οὐολογέσης.

41, 5 ἄροεσι ἄρσεσι 6 τὴν δ' ἀρχὴν — Κλαύδιος] om. ut ceteri omnes praeter eos ex quibus ascivit Ducangius 18 Άλεξανδρία ἀλεξανδρεία 19 ἀποστατήσαντος] ἀποστάσοντος 23 τοῦ Νεβεδαίου] νεδεβαίου (sic).

42, 6 ταῖς] οπ. 12 τῷ] τὸ 15 καὶ] τε καὶ 16 εἰς δύο] δύο 20 ἡδομένων] ἡγουμένων 24 ἐπιφανεστάτους] ἐπιφανεστέρους 27 Μωσέως] μωυσέως 29 προσίασιν οὖν] προσίασι 32 τὸ πλῆθος πάλιν] πάλιν τὸ πλῆθος.

43, 13 ἔκτεινε] ἀπέκτεινε 16 σποδώ] σποδοῦ

18 διελύθησαν] διεληλύθησνν.

44, 1 "Ανανον] ἄνναν 3 καὶ τοῖς 1 τοῖς 9 προσέταξε] ἐκέλευσε τοῦ Κουμάνου] τῷ κουμάνῳ, quo de vitio dixi supra p. III et de simili ad Diodorum vol. 4 p. XII 14 Φήλικα] φίληκα ubique 16 Βαταναίαν] τὴν βαταναίαν contra Iosephum.

45, 8 λόγος δὲ ἦν] ἦν δὲ λόγος contra losephum
11 Αινόβαρβος] ὁ βάρβαρος 16 Βρετανικόν] βρεττανι-

κον 19 τον om.

46, 1 περί τοῦ κρειττόνως] καλῶς contra Iosephum 22 διὰ] addit 24 αἰτίους] τοιούτους 31 εἶτα — 32 αμφοτέρωθεν] om.

47, 11 ξηθραν] στάσιν οξ τε -12 άλλήλους] om.

20 Νέρωνι] νέρωνος.

48, 1 ταύτην εὖφε] εὖφε ταύτην 4 ὁμοίως] ὁμοίοις 17 ὑπετέμνετο] ὑπετέμετο 20 ἀγφίππας] ὁ ἀγφίππας 26 ἐκέλευσεν — 27 ἄλλους] οπ. 31 Δεπαβίξω] δεπαβί 32 ἀνάνω υίῷ τοῦ ἄνα ἐπιεικέστατοι] ἐπιεικέστεροι.

49, 14 και πρὸς 'Αλβῖνον και πρὸς 'Αγρίππαν] και πρὸς ἀλβῖνον 20 δίδωσι τὴν ἀρχ.] τὴν ἀρχ. δίδωσιν 24 προυγώρησεν] ἐχώρησεν 28 Γέσσιον] γενέσιον.

24 προυχώρησεν] έχώρησεν 28 Γέσσιον] γενέσιον.
50, 5 Θεοφίλω] θεοφίλου 30 Νέρωνος Duc.] post hoc inscriptio Έπιτομή τῆς άλώσεως τῆς Γερουσαλήμ.

51, 1 ἀνερράγη ἐρράγη 20 δὲ] δὲ καί.

52, 12 σύν τοῖς ]σύν 27 ξαυτῶν] ξαυτύν 32 σύν] ὑπ

53, 25 of] om. 28 τοῦ] τὸ. 54, 6 τὰ] om. 13 συμβάσεις] συμβάσει 27 πεπραγμένων] πεφραγμένων.

55, 22 ἐνέκλιναν] συνέκλιναν.

56, 8 γόης ἀνὴρ invertit 21 κτείνειν τε] κτείνειν 22 ἐκώλυσε] ἐκώλυε ὑποπιμπρᾶν] ἀποπιμπρᾶν.

57, 9 τοῦ σώζεσθαι] σώζεσθαι 12 τρισί μέν] τρι-

σίν 21 έγνων] εύρισκον.

58, 4 της] om. 18 αλφίτων] αλφίων 24 μέν

οὖν] μὲν.

59, 6 [πύστιν] corrig. πίστιν, ut recte libri omnes] 10 δε δε και 15 πλήσαντες πληρώσαντες 21 κατ' αὐτῶν πῦρ] πῦρ κατ' αὐτῶν.

60, 14 δε καί | δε recte, ut Mon. 16 των εκ] εκ των.

61, 17 πυλών πολλών 19 ανεξεύρετον ανεξερεύνητον 28 θυρεούς] ούρανούς.

62, 10 ανδρίαν] ανδρείαν 12 των om. Duc.] addit 25 δύω] δύο 30 καταπεφευγότων] καταφευγόντων

31 ύπὸ Γέπὶ.

- 63, 20 εύρων] εύρον 22 συνήεσαν] συνίεσαν 28 παταστρεψάμενον παταστρεψόμενον 31 οί Ιουδαίοι ιουδαῖοι.
- 64, 2 ίποπιμπρασι] έπιπιμπρασι 5 οί Ιουδαίοι] lουδαΐοι 20 αποσφάζειν αποσφάξειν 26 δια την τοῦ τείχους στερρότητα τοῦ τείχους στερρότητι 28 κατασέσειστο] κατέσειστο 30 αναβασι.

65, 2 βλάβης Duc.] βλάβην 4 ἐνεδέδευτο] ἐνεδέδυντο 11 σβεννύειν τὸ πῦρ τὸ πῦρ σβεννύειν 19

καὶ οὐκέτι] οὐκέτι.

66, 8 διαφπάσας Duc.] άρπάσας 17 πρὸ αὐτῶν] προς αὐτὸν 24 δε οὐν 26 τὸ ἔργον σωθηναι σωθηναι τὸ ἔργον.

67, 14 χίλια καὶ έκατον τριάκοντα γίλια έκατον καὶ

τριάποντα 17 της] om. 28 δύω] δύο.

68, 4 το πλήθος] πλήθος 6 σεσώρευται] σεσώφευτο 7 έκει addit 12 δεξομένους δεξαμένους 17 γαρ addit 21 έπί] και 23 ενδοτέρω ναοῦ ενδότερφ ναφ 24 ανοίγνυσθαι ανοίγεσθαι 29 αλλοτε αλλο.

69, 6 ἀπὸ τῶν απὸ 7 ἐπὶ ἐπὶ τὰ 14 παρακλίνων παρεκκλίνων, unde scribendum παρεγκλίνων, ut apud Jesephum 18 έβόα καὶ έθρήνει] έθρήνει 24 πετροβίου] περιβόλου 30 πάντες] πάντα.

70, 17 καταλ.] καὶ καταλ.

72, 1 των] καὶ των 7 καὶ τὰ] καὶ 12 δὲ] om. 14 δ' έγκατ.] δὲ κατεδ.

73, 9 περιεσχέθησαν] συνεσχέθησαν 24 ίπέτευε]

ίκετευσε 25 τοῦ] καὶ τοῦ.

74, 3 αὐτοὺς] αὐτοῖς 5 ἀνέδυ] ἐνέδυ 11 κατελέλειπτο] καταλέλειπτο 13 έδηλώθη] έδηλοῦτο ἐπήνεκτο Duc.] ἐπῆκτο.

75, 25 αὐθιγενῶν] αὐτόθι γενῶν ῶρμηντο] ῶρ-μπο 26 δὲ] om. 27 πατρίου] πατρώου ἔθυ-ธยา รืชขยบ.

76, 10 μεν γάρ] μεν 24 προϋπήντα] προσυπήντα

25 συνείζε] συνήζε 31 έτι τόπος] τόπος έτι.

77, 8 αποστάσεως] αποστασίας της της της: contra infra p. 85, 8 idem τοῦ τοῦ Φαύνου pro τοῦ Φαύνου 10 αὐτοῖς] αὐτῆς.

78, 5 διά] διά τὸ 9 τὸν τόπον] om. 12 φλογί μέν] μέν φλογί 16 το αίμα το έμμηνον] το έμμηνον

αίμα 21 τὸ] addit 27 αὐτή] αὖτη. 79, 11 δεινά] addit τοὺς Ῥωμαίους] τοῖς δωμαίοις 18 αὐτὸν] om. 19 ἀθρόον Duc.] ἀθρόα 22 Ἐλεάζαρον] έλεάζαρ, ut 32 24 Ιπέτευσε] Ιπέτευε.

80, 14 τοις] om. 23 μεν γάρ] μεν 31 Έμαους]

άμαους.

81, 15 έστεφανωμέναις] έστεφανωμένης 17 ύπὸ] παρά 18 ήξειν] είξειν 19 στίχους] τοίχους 26 αντελά-βετο] αντελαμβάνετο 28 επήλαυνε] απήλαυνε.

82, 5 τα τέκνα τέκνα 8 εμφυόμενοι] εμφορούμενοι 1 διαχρησάμενος] διαχειρισάμενος 19 Ελαθεν] Ελαθον

έταίρα] ετέρα.

83, 7 δ' ἄλλους] δὲ 12 ξαυτοὺς] αὐτοὺς ύς θεωμένους] των θεωμένων έξέπλησσεν] έξέπλησεν ં વ્યવેદ મુલે વૃું વર્ષ વર્ષ વર્ષ વર્ષ વર્ષ છે.

84, 3 περιεποιήσατο | ἐποιήσατο | 6 τω ] τὸ 10 έτελεύτησε] έτελεύτησαν 22 τούτων] το τούτων συνέστητο Duc.] συνέστη το 25 μικρού] μικρώ 28, 29 ἀριστοκρατείαν, δημοκρατείαν] per ι 30 ἀπανελήλυθε] έπανελήλυθεν.

85, 4 ἐπιόντων ταῦτα] ἐπιόντων 6 πρὸς ἀ $\beta$ . αφοῖκτο] ἀφοῖκτο πρὸς ἀ. 8 τοῦ] τοῦ τοῦ 14 εἶτα —

καταλλάττονται] om. 15 κατοικήσεως] κατοικίας.

86, 1 Τυςσηνῶν] τυσηνῶν 10 κατελέλοιπε] καταλέλοιπε 17 καὶ ἀπὸ] ἀπὸ 20 τεχθέντα] addit 23 έτέχθη Αίνείας] invertit 31 τολμήσας] om.

87, 3 Νομίτορα] νομίτωρα ubique 9 δ' Αίνείου δ'] δ' αίνείου 13 καὶ έξ] έξ 25 δὲ] οὖν 27 έν

τῷ τῷ.

- ΄ 88, 4 Φαυστοῦλος] φαιστοῦλος hic et 89, 7, sed 91, 9 φαυστούλου. Per αι etiam todices Dionysii, Nicolai Damasceni, Plutarchi 7 φασί τὴν τῶν παίδων] τὴν τῶν παίδων φασί 14 διαφορώτερος] διαφορώτατος 19 Ῥώμω μεθ' ἡμέρας] ξώμω 29 μεν] addit.
- 89, 7 ἐνήγετο] ἀνήγετο 21 τῆς "Αλβης] τοὺς ἄλβεις 26 τῷ Νομίτορι] τοῦ νομίτωρος.

90, 11 ἤδη τάφοον] invertit 12 εἶναι προτείχισμα ἔμελλε] ἔμελλεν εἶναι προτείχισμα 13 δὲ] δέ γε 22 περιέγραφεν] περιέγραψε 25 ἔνθα δὲ] ἔνθα.

91, 1 αὐτῶν] ἐαυτῶν 4 ἢ ἂν εἴη εἰκοστὴ ᾿Αποιλλίου] ἢ (sic) ἂν εἴη μᾶλλον εἰκοστὴ ἀποιλλίω 12 πλῆθος Duc.] ita A, ut videtur, quum πλήθει, ut Wolfius, ex Vindob. et Mon. tantum afferat Pinderus 26 οὕτω] οὕτως, ut Vindob. et Monac., recte.

92, 2 δὲ καὶ] δὲ 10 δὲ] γὰο 11 γειτνιόντων] γειτνιώντων 12 βούλεται] βουλεύεται 14 ἐπιτε-

λεῖν] τελεῖν.

93, 1 γεγονότος] γεγονότες προεκαλούντο] προυκαλούντο 3 μονομαχίας] μοναρχίας 6 τοὺς] addit 7 καθελόντας] καθελόντες 12 τὸν Τάτιον στρατηγὸν] στρατηγὸν τὸν τάτιον 17 βραχιονιστήρων] βραχιονιστηρίων 19 αὐτοὺς λαβεῖν] invertit 31 προδιδόντος] προδιδόντας.

94, 17 ἀφειμέναι] ἀφειμένα 29 Τάτιον — συμβασιλεύειν] τατίου — συμβασιλεύοντος.

95, 5 κολάσαι] κολάζεσθαι 9 'Αλβάνω] ἀλβανῷ 12 ἄρχοντος σφῶν] invertit 15 πόλει] ξώμη 26 οὐ-

ทุ่เอเ ] อบทั้ออเ.

96, 4 ἐνεδύετο] ἐνεδέδυτο ἡμπήσχετο] ἡμπίσχετο 8 προσηγόρευεν] προσηγόρευσεν 22 μαθῶν] μαθεῖν 24 μετ' ὀλίγον ἀφανοῦς] ἀφανοῦς μετ' ὀλίγον 28 ἐλαυνούσας] αὐχούσας.

97, 2 ἀνηφπαγμένων] ἀνηφπασμένων 7 ἐταφάττοντο] ἐτάφαττον 13 ὡς] καὶ ὡς 19 χφόνον ημᾶς γενέσθαι μετ' ἀνθφώπων] ἡμᾶς μετ' ἀνθφώπων γενέσθαι χρόνον 28 φασί] φησί.

98, 1 ὄγδοον δ' ἐπὶ τριακοστῷ] ὄγδοον ἐπὶ τριακοστὸν 5 ἡγεμονεύοντος] ἡγεμονεύσοντος 7 Ῥωμύλον] δωμύλου συνοικίσασι] συνοικήσασι 20 κατὰ] καὶ 27 τοῖς Ῥωμαίοις] δωμαίοις.

99, 3 βασιλεύσοντα] βασιλεύοντα 5 ἄνδρα γνώρι-

μον οντα οντα ανδρα γνώριμον 8 των την.

100, 4 τοῦ θεοῦ] θεοῦ 5 οὕτω δὲ] οὕτω τε 8 εἶχε Ῥωμύλος] δωμύλος εἶχεν 29 δὲ] γὰο 30 γενο-

μένης] γινομένης.

- 101, 6 Ἰαννουάριον] ἰανουάριον 19 πάντα] πάντη 21 τῆ πραότητι] πραότητι 26 τις φθόνος ἢ ἔχθρα] ἔχθρα τις ἢ φθόνος 27 σύστασις] στάσις 30 θυγατριδοὺς] θυγατριδὸς, hic et 103, 24, ut Mon., recte.
- 102, 1 ἀπομαφαινόμενος] ὑπομαφαινόμενος 2 τοῖς ὀγδοήποντα προσβιώσας] πρὸς τοῖς ὀγδοήποντα βιώσας contra Plutarchum 9 γενομένης] γινομένης παρὰ] οm. 13 τὸ] τὸν 15 παρεχώρει] παρεχώρουν 19 τρίδυμοι.

103, 7 εἰς] ἐς 8 αἰτήσας] ζητήσας 19 τοὺς πολ 'ους] τοῖς πολεμίοις 23 καταφλεχθεἰς] καταφλεγεἰς α ra Plutarchum 24 θυγατριδοὺς] v. ad p. 101, 30

2 12 8'.

104, 12 επιθεμένοις] επιτιθεμένοις αντιμύνατο]  $\dot{a}$  μύνατο 21 εξοηνεύειν] εξοηνεῖν 28 Ταρχυι-

νίαν ταρχυνίαν nescio an A, quum ex Mon. tantum diserte hoc afferat Pinderus: v. continuo ad 105, 1.

105, 1 Ταρκυινησίων ταρκυνησίων 3 τῆ πόλει]

addit 11 δε 23 ημύνατο] ημύνετο.

106, 1 πέμψας] προπέμψας 12 βουλευτάς] τοὺς βουλευτάς 17 έλεφάντινος] έλεφάντινα 18 οί μετά] μετὰ αὐτοκράτορος] αὐτοκράτορα 23 αὐτὸν] αὖτῶν 25 ἐνυβοίσαι] ὑβοίσαι.

107, 1 ἀπόκοινε απόκοιναι εί] om. 7 δε τε 10 τῷ "Αττῷ συμβούλῷ ] συμβούλῷ τῷ ἄττῷ 11 μαγεσάμενος] μαχεσάμενοι 12 ές] είς συμμαχομένους] συμμαχουμένου, unde συμμαχουμένοις Pinderus in Add. 30 χωριτικώς ] χωρητικώς 31 δπλισαμένους] ώπλισμένους.

108, 2 ές όψιν έλθειν] έλθειν είς όψιν 10 Σερουίου] ἐπερίου, ut ἐπουρίου Mon. Vindob. et codd. Ducangii, unde Σπουρίου Wolfius 13 γαρ καί] γαρ 16 πολύ] om.

29 αὐτός τε αὐτὸς.

109, 13 Οὐολόσκους] οὐολούσκους 14 τοῦ T.—15 ποωτον μέν] om.

110, 1 και τινων] και των 4 αστυκα αστικα 6 εκατον] ο 13 αυτοι] αυτοις 19 πεποιηκε] πέ-

πεικε 29 καί] έκ 31 κρείττονα] κρείττονας.

111, 2 ἐπαγγελλόμενος] ἐπαγγειλάμενος 8 χρόνφ] τῷ χρόνῳ διέφθειρε 24 τοῦ Τ.] τ. 29 τὸν ἄνδρα εν τῷ β. ] εν τῷ β. τὸν ἄνδρα 31 ἐπήλασεν ] ἀπήλασεν.

112, 5 και οίκουρων οίκουρων 8 τυραννίσων τυ-

ραννήσων 28 ταῦτα δὲ ταῦτα.

113, 9 φανερώς τον πατέρα τον πατέρα φανερώς 12 εταίρους] ετέρους 19 και ότι και και ότι 26 αυ-

τον] αὐτῷ 31 ὑποθέσεως] ὑποθήκης recte.

114, 6 Κυψέλλου] κυψέλου 13 τοῦ Θρασ.] θρασ. 14 συμβουλήν] βουλήν 16 δε δέ γε 22 διένεμε] διένειμε.

115, 5 κατωλιγώρει ολιγώρει 18 δύο βύρσαις] : -

vertit 30 καί om.

116, 3 συμφησάντων] συμφωνησάντων 5 έτεχν σατο] έτεχνάσατο 8 Παλατίω] λατίω 15 παρ' α τῶν] αὐτοῖς ex v. praecedenti 23 ἐπιφανεὶς] ἐπιφαι:; 25 Αρρούντα] ἀρούντα 26 δε om. 27 φωνη άν-

θρωπίνη] φωνή ανθρωπίνη.

117, 8 τὸ δ' ἦν — 10 γέλωτα] om. 13 αὐτῷ] om. 14 τοῦ Duc.] τῶν nescio an A, ex quo non diserte affert Pinderus, quod est in ceteris omnibus, fortasse ob Haasii silentium, etiam alibi interdum ad Parisinae vitia tacentis 17 ὅ] καὶ 20 οὖτος γὰρ] οὖτος 21 αἰτίαν αὐτίαν ποτὲ 29 ὡς] ὅσον τῷ] addit δόξη] addit.

118, 11 υπὸ] ἐπὶ.

119, 4 τυραννίσας] τυραννήσας 23 P ωμη] ρω-μαίων 26 προθείναι] προβήναι 27 <math> υπέρημος] υπέρμησς 30 τε] οπ.

120, 3 ἐπεστάλκασιν] ἐστάλκασιν 13 τὸ λοιπὸν]

λοιπον το 31 μικρού δείν] μικρού.

121, 15 φράζουσαν] om. 22 χίλιοι καί] χίλιοι

27 Λάρτην] κλάραν.

122, 5 γενομένου] γεγενημένου τον] τῶν 25 ἐμοὶ] ἐμὴν 26 προεπιχειρήσας] προσεπιχειρήσας 32 δίκη] δίκην.

123, 1 έκπεπτωκότα] πεπτωκότα 8 διεφθάρησαν]

έφθάρησαν 21 προϊόντα] προσιόντα.

124, 3 γίνεσθαι ἤοξαντο] invertit ποιαίστωρας]
ποιαίστορας 6 ἀληθείας τῆς] ἀληθείας 7 ἐπ] om.
26 δ' ἐν] δὲ 27 σώματος ξώμη] invertit 29 καί] δς.

125, 1 Ποπλικόλας] δ ποπλικόλας 3 ὅθεν] ὅθεν καὶ 5 προεληλυθώς] προσεληλυθώς 17 Ποστούμιον 23 Καμερίνον] καμέριον 26 Κομίνιος] καμίνιος [28 in marg. corr. 338] 29 Τούλλιος] τάλλιος.

126, 8 έξ ίσου πάντα] πάντα έξ ίσου.

126, 13 ἦν μὲν Duc.] ἦν 14 δικτατωρία] δικτατορία hic et infra: utrumque nihili est, et scribendum ut scripsi δικτατωρεία 18 δὲ] τὲ 23 ἐγένετο] ἐγίνετο 24 τείνατο] παρετείνετο 26 ὑπερφορονήσει] ὑπερφορονήση. 127, 7 Οὐολόσκους] οὐούλοσκους 10 παρὰ] ὑπο καρεῖχον] παρεῖκον 15 χρέα] χρέη 19 κατὰ τῶν] 24 τοῦ Ποπλικόλα] ποπλικόλα 25 καὶ οὕτω τὸμως τοσοῦτοι] τοσοῦτοι καὶ οὕτω προθύμως.

128, 4 τινὰ] πολλὰ 8 μηδὲν] μήτι 18 συχνοὺς] πολλοὺς 24 πεφίοικοι] πολέμιοι 29 πάντα τὰ μέλη]

τὰ μέλη πάντα.

129, 4 έξαγγέλλονται] διαγγέλλονται 5 of δι'] οί 9 καὶ ἐν ταῖς στάσεσιν] καὶ ταῖς ἐν στάσεσιν 11 ἀσυντελης] ἀτελης 12 καμάτον] καμάτων 14 δοκεῖ] δοκῆ 16 τὰ τῆ] τῆ 24 ἐκείνη Duc.] τῶν ἐκείνη.

130, 16 οῦτω δὲ] οῦτω γὰς 26 ἀλλὰ καὶ ἐπ' αὐ-

τῶν] καὶ ἀπ' αὐτῶν δέ.

131, 9 πᾶν] οm. 12 τὸ γὰρ] τὸ δὲ 13 γὰρ] καὶ 15 σακροσάγτους Duc.] σακροσάγκτους 18 γὰρ σάγκτα] σάκτα.

132, 1 μηχανώμενοι δίναμιν] invertit 4 ἀπράπτους]
om. 8 ἀνθίσταντο] ἀνθίστατο 11 ήξίωσαν] ήξιώθησαν 14 προαγαγόντες ἰσχὺν] δύναμιν προσαγαγόντες
15 ἐς] om. 16 τοῦ] addit 24 τὰ παρὰ] om.

133, 4 ἐρρωμένους] ἐρρωμένως 7 μικροῦ] μικρον 10 δ] οὖ 23 τοιόνδε] τοιοῦτον δέ τι h. e. τοῖον δέ τι, quod praebuit Vindob. 28 ἐπιθέσθαι] τιθέσθαι sic 29

τη επποδρομία το επποδρόμο.

134, 2 δυσανασχετήσαντες 7 έξωρμησαν] εξορώσθησαν 13 μὴ καὶ] μὴ 23 αῖ τε] αἱ δὲ 24 Οὐολομνία] οὐολουμνία Pinderus ex Vindob. et Mon., ut Οὐολομνία tenere videatur A 27 παιδάρια] παιδία αὐτοῦ] αὐτῶν 30 πύθοιο] πείθοιο.

135, 2 έκπολιοφκήσεις] έκπολιοφκήσης 4 μήτε] μή με μή] μὴ καὶ 8 ή γαμετή δὲ] ή δὲ γαμετή παιδάρια] παιδία 12 ταύτην τὴν χάφιν πάντες] πάντες ταύτην τὴν χάφιν 26 τινες] om.

136, 1 Φούριον] φρούριον 28 περιεστοίχισαν]

περιεστοίχησαν.

137, 3 τραπόμενοι] τρεπόμενοι 4 πολλά] πολλά καὶ 11 συστρατευσαμένους] συστρατευσμένους 14 ήμάρτοσαν] ήμάρτησαν λαβών] λαμβάνων 23 βουλεύεσθαι] βουλεύσασθαι 25 προστιμωθη] sic etiam A, quum προστιμωρηθη ex uno Vindob. receperit Pinderus. Scripsi προστιμηθη.

138, 1 πυρὶ ὑπὸ τοῦ δήμου] ὑπὸ τοῦ δήμου πυρὶ 5 πολέμων] πολεμίων.

139, 12 Ισοτέραν] Ισωτέραν 20 ἐφέσιμον] ἀφέσιμον. 140, 6 δὲ] δὴ 21 μὲν] μέντοι 24 στρατίαρχοι] στρατίάρχαι.

141, 3 ὑπετόπησαν] ὑπετόπασαν 9 καὶ δικαστής ἡν ἐκεῖνος] addit 29 ἀποκρινούμενοι] ἀποκρινόμενοι.

142, 1 οὐ μέτριος έντεῦθεν] ἐντεῦθεν οὐ μέτριος 9 οἶς πρώην ἦσαν] οἶσπερ ἦσαν καὶ πρότερον βὲ] τὲ 21 τοῦτο] τούτου.

143, 6 ἐπ' ἀλλήλους] ἐπαλλήλοις 19 οὖν] addit.

145, 16 βουλευομένους Duc.] βουλομένους 17 Μάλλως] μάλιος hic et infra 20 προσωπ.] προσοιπ. 22 Μινούπιος] μονούπιος 25 μήνημά] μήνυμα.

146, 27 κεκελευσμένος] κεκελευσμένοι.

147, 6 καὶ πρὸς] ή πρὸς 9 ἐπλημμύρησεν] ἐπλήμμυρεν 17 ἐμπέση] ἐκπέση.

148, 1 Φούριος σφούριος 11 ἐστέναζε ἐστέναξε 14 ἐαυτὸν εμαυτὸν 24 παρελθόντος προελθόντος.

149, 1 στρατιωτῶν] δωμαίων 2 δρομοκήρυξι] προκήρυξι 19 τοὔνομα τε] τοὔνομα δὲ τῆς] τὰς 20 τις] οπ. 21 ἐφέρετο] ἔφερεν.

150, 15 τῶν] τὸν τῶν 25 ἀναπίμπληται] ἀναπίμ-

πλαται 30 προς] είς, recte.

151, 1 'Ρωμαίων Duc.] δωμαίαν 2 ἀπαχθῆναι] αχθῆναι 6 ἀπήρχετο] ἀνήρχετο 12 μεν] om. 18

rav] nai nav 28 θαρρούντα] om.

152, 1 γυμνωθηναι] γυμνώσαι 4 δήσαντες καὶ τύπτοντες] τύπτοντες 9 εγένετο] εγένοντο 12 ανεχώρησεν] ανεχώρησαν 18 διαρπάσειν] διαρπάσαι 16 Τυρρηνικών] τυραννικών 26 αὐτοὺς] αὐτοῦ.

153, 9 [yoνέας male scriptum pro γενεάς] 10 Tvo-

ρ∼ίδα] τυραννίδα.

155, 14 δέ] om. 15 λόγους] λόγου 24 αὐτούς

ί: είς] ίππεῖς αὐτοὺς.

156, 3 είς τὸ Καπιτώλιον] ἐν τῷ Καπιτωλίῳ. Aut hoc p vandum putes aut omittendum τοῖς cum Plutarcho 4 Κανιτώς πομίνιος 7 μόλις παί μόλις ἀναφοιχη-

σάμενος] alia manu ascriptum ἐπὶ ὑγροῦ ἡ λέξις, οἶον τὸ ενωροιχαται καὶ ἀναδίδοται ἐκ τῆς γῆς ἐνταθθα δὲ σημαίνει τὸ ταῖς χερσὶν ἀντιλαμβανόμενον ... ἀνιέναι, quae fere sunt etiam in Zonarae Lexico. Etym. M. ἀναλαμβανόμενον, quod hinc corrigendum 10 τοῦτο] τοῦτον 27 οῦτω δὲ] οῦτω τε.

157, 12 ἐπέστησε] ἐπέστη 15 του] του δὲ 21

ταραχθείς] παραχθείς 23 προήγαγε] απήγαγε.

158, 3 συμβουλεύουσι] συμβασιλεύουσι 4 ἐσέσωστο] ἔσωστο 8 αὐτῷ ἐπομένους] invertit 23 τέκνων] παίδων 30 ὁ Μάλλιος] μάλλιος δ] addit.

159, 6 καὶ κατέσχον αὐτὸ] om. 7 τὸ τέταρτον ήρεθη] ῆρετο τὸ τέταρτον, quem ordinem recepi 11 σφίσι παραδώσειν] παραδοῦναι σφίσι.

160, 7 πολέμους] πολεμίους 19 των] παρά των

20 Ιδιώτις] Ιδιώτης 29 τους Κελτούς] κελτούς.

161, 16 αὐτῶν] σφῶν 25 συμβῆναι] συμβεβηκέναι 26 τὸ πεδίον λέγεται] λέγεται τὸ πεδίον.

162, 1 τοιούτοις] τοῖς τοιούτοις 4 τῶν] addit.

- 163, 11 ἐνήλατο ἐνήλλατο 14 τοῖς Ῥωμαίοις] δωμαίοις τῷ μυθώδη] τῷ μυθώδει 20 καί τι] καί τοι 30 προέφερεν] διέφερεν.
- 164, 2 Οὐαλερίου] τοῦ οὐαλερίου 3 κρώτων] κρώζων 22 'ινατον τόν τε Τουρκουάτον] υπατόν τε τορκουάτον.

165, 5 τοῦ Τουρκουάτου] τουρκουάτου 11 σεμνύνη] σεμνύνει 13 δὲ δὴ] δὲ 30 τὸ ὅναρ δ.] δ. τὸ ὅναρ 32 ήμφ.] καὶ ήμφ.

166, 19 πάντως δέ] πάντως recte 31 την του] του 32 Σαμνίτας] σαυνίτας ubique, etiam in σαύνιον p. 169, 6,

ubi σάμνιον erat.

167, 11 ἄσπονδον] ἄσπονδοι 15 συμφορῷ ] στ...φοραῖς 24 τοῦ τε] τοῦ 29 ἀνεχώρισαν] ἀνεχώρησι .

168, 8 πάντων] πάντα 12 παραυτίκα] παρὰ χρῆ α 20 περιστήσωσιν] παραστήσωσιν 24 ἀναπληρῶσαι] ἀ: -πλῆσαι 25 πεπραγμένα] κυρωθέντα ex praecedenti : - φωθῆναι 30 ἐγκαλεῖν] ἐπεγκαλεῖν.

169, 5 ορχοις] τοις ορχοις 7 άλόντας] άλλους

26 xtelvavtes xtelvovtes.

170, 1 έλάσοντες] ελάσοντας 3 αὐτοὺς ἐναγόντων εἰς τοῦτο] ἐς τοῦτο αὐτοὺς ἐναγόντων 4 τρισίν ημέραις μὰ μὲν αἶμα] αἶμα τρισίν ἡμέραις 9 ταῦθ'] ταῦτ' 13 προσχωρήσασαν] προχωρήσασαν Pinderus ex Vindob. et 16m., neutrum afferens ex A, qui cum vulg. consentire videtur 15 πὰν] κὰχ 20 ἔπεισε] ἔπειθε 21 καὶ ἐκ] ἐκ δὲ 22 γάλακτος] γάλατος 31 'Ροῦλλος] δοῦλος, ut 173, 22.

171, 8 έπεθάρσυνε] απεθάρσυνε 10 ές] πρός

29 'Αττίλιος ] ἀτίδιος.

172, 9 φεύγοντες] φυγόντες 11 ω] δ 12 έδημοσίωσεν έδημοσίωσεν 17 λοιμοῦ] λιμοῦ 30 έπεῖ

τυγγάνειν invertit.

173, 3 ἀπώλοντο τῆς ὑστεραίας] τῆς ὑστεραίας ἀπώloντο 14 αὐτῶν] αὐτὸν 23 ὡς Duc.] ος Pinderus ex exteris libris, tacens de A, ob Haasii, opinor, silentium, ut supra dixi.

174 2 πολέμιοι] πόλεμοι 10 προσορμίσαι] προσορμήσαι 11 δτι Duc.] δπη 26 μακρότατον] μακρό-

τερον.

175, 1 ἐπί τισι μετρίοις εἰρήνην] εἰρήνην ἐπί τισι μετρίοις 13 τὴν τῶν] τῶν ἐπιμέλειαν] πρόνοιαν 27 αὐτὸς ἔχθρας πρὸς Ῥωμαίους] ἔχθρας πρὸς ὁωμαίους αὐτὸς.

176, 2 συμπαρασκευάζοντας] συμπαρασκευάσοντας

5 τῶν τε] τῶν.

177, 5 νεοχμώσωσι τι] καὶ μετακοσμήσωσιν ἢ μετακνήσωσι additum alia manu 12 δορυφόρους αὐτῶν] δο-

**ρυφόρους** 24 ώς ] ος.

178, 10 δε και] δε γε 17 ποιήσηται] ποιήσεται τετε 23 πλησιάζοντα τὸν Λαουίνιον] τὸν λαουίνιον σισταίζοντα 24 στρατοπεδευσάμενος] στρατευσάμενος ιετ' όλιγων] μετολίγον.

179, 4 την Ιταλίαν | ίταλίαν 12 ἐπὶ ] καὶ ἐπὶ

Ι έσπευσε] έσπευσε.

180, 5 [in marg. add. P ante I] 11 ἀπαμύνων] ἐπα-

181, 1 η η καὶ 2 οὐ μείους] ὁμοίως, corr. ὁμοίους κατηλόων] κατηλόουν . 3 εἶς ὑπελείφθη] ὑπελείφθη τις 30 ως] Duc.] ως δ'.

 $182,\ 2\ \text{της}$ ] om.  $5\ \text{έφοβίσθη}$ ] έφοβήθη  $7\ \text{προ-}$  εχώρησεν] προσεχώρησεν  $25\ \text{στε}$ ] στι  $28\ \mu$ εταχειρί-

ζεται] μεταχειρίσηται.

183, 7 πολεμήσαιμι] πολεμίσαιμι 17 ἐπιθημεῖς] ἐπιθυμεῖς 18 ἡμῖν] αὐτὴν ex praecedenti αὐτὴν 21 πότερον] πρότερον 24 γοῦν] om. 32 Κιννέαν] κιννέα.

184, 6 σκηπτόμενος] σπεπτόμενος 13 πορθήσαι την χώραν και τῆ πόλει προσβαλεῖν] πορθήσαι την πόλιν και τῆ χώρα προσβαλεῖν 17 εὐεργετήσειν] εὐεργετήσει 24 γήρους] γήρως 29 ὅπου Duc.] ὅτου 31 αὐθημεροῦν] αὐθημεροὸν.

185, 9 ενέβαλλε] ενέβαλεν.

186, 2 ἀπολεῖσθαι] ἀπολέσθαι 3 σφᾶς ἔργου] invertit 6 πότερον] πρότερον 11 τὸν λόγον] τῶν λόγον 12 ἀφῆπε] ἐφῆπε 23 ἀπούλων] ἀπουλίων τὸ] τῷ 31 τὴν] om.

187, 13 πρός] είς 17 ούτος] ούτως 21 της] m. 25 Συρρακουσίων hic et infra aliquoties] συρα-

πουσίων.

188, 1 βραχέως Duc.] βραχέος 3 βραχεί] βραχὺ 14 ἐκλιπεῖν] καταλιπεῖν 18 μετὰ] μετὰ καὶ 26 μὲν] om.

189, 7 ψευδαυτομόλους αλημαλώτους] invertit 12 ἔχη λόγος] ὁ λόγος ἔχη 13 γοῦν] οὖν 14 ἀνήγγελλοῦ ἀνήγγελου.

190, 1 ἀπὸ] ὑπὸ 3 τρωθέντος γὰρ πώλου ἐλέφαντος] πώλου τρωθέντος γὰρ ἐλέφαντος 4 καί] om. 19 ὅτι] om. πολὺ] πολλῷ 24 καί] om. 27 τέγους] στέγους.

191, 2 είναι] addit 10 έπήεσαν] έπίεσαν άντεπέστειλαν] άνταπέστειλαν 26 καί] om. 29 συνενηνεγμένα] συνηγμένα 31 παρέδωπε] προέδωπε.

192, 11 τω om.

193, 1 Σαυνίτης] ναυνίτης 3 καφτεφὸν χωφίον τι] χωφίον τι καφτεφὸν 7 Καφικίνους] καφκίνους Pinderus ex Monac., tacens de A. 13 έγένοντο] έγένετο 23 ετερα]

ετερον ταῦτα δὲ διανύοντες] ταῦτ' ἀνύοντες αίρόμενοι] αἰρόμενοι 25 'Απωλλονιάταις] ἀπολλωνιάταις 30 αὐτῶν] αὐτοῖς ἀρχαιότατοι τῶν] ἀρχαιότατοι.

194, 4 άβοότητα] ἀκρότητα 7 τὸ] τοῦ 9 καὶ]
οm. 20 ὅπως] ἔνα 29 ἀπαντήσαντας] ἀπαντήσοντας.
195, 15 εἰς] πρὸς 22 ἐτησίου] ἐτησίαν 23 σκή-

ψεις] σκήν ις 30 διανενοημένοις] διανοουμένοις.

196, 1 είς] ές 3 Μεσήνην] μεσσήνην.

197, 5 ηκει] ηκειν 7 έκελευεν] έκελευσεν 14 έπηγγέλλοντο] έπηγγέλλετο 18 μεν τι] μεντοι 21 γινώμενον] γενόμενον τοιηρών] τοιήρων 30 τας χεῖράς ποτε] ποτὲ τας χεῖρας.

198, 15 et 18 Μεσήνην] μεσσήνην: sic et 22; 199, 18; 20; 200, 2; 202, 6; 208, 21 26 πολλαχῆ] παν-

ταχή 28 ασφαλέστατα] ασφαλώς.

199, 2 τότε μὲν] οπ. 14 προεληλύθασιν] προεληλύθεισαν 19 πρόοδον] πρόσοδον 26 προσκαλούμενος] προκαλούμενος Pinderus ex Vindob., tacens de A, qui haud dubie consentit cum ceteris 29 προσεδρείας] προσεδρίας.

200, 8 ὁ ὀπτακίλιος] ότακίλιος (sic) 9 Κράσσος] κράσος πορευόμενοι καὶ διχῆ καὶ διχῆ πορευόμενοι.

201, 3 ο om. Duc.] addit 6 οὐσαν] οὔσης 10 ἐτόλμουν μαχέσασθαι] ἐτόλμων μάχεσθαι 11 ἐλαττονούμενοι 13 ὁ δὲ "Αννων] ὁ ἄννων δὲ 15 τα] om. 16 ἀκμην] ἀκμητί 21 προσπεσεῖσθαι] προσπεσεῖν 22 τὸν "Αννωνα] ἄννωνα καταφρονήσαντες 26 συνέμιξαν] προσέμιξαν.

202, 10 'Aννίβα αννίβου 23 την om. 31 ετε-

**᠙**Ον] ξνα.

203, 1 του] addit 4 καθωρμίσατο] καθωρμήσατο

20 τὰς] τάς γε παχύτητι] ταχύτητι.

204, 6 μη άλῷ φοβηθείς] φοβηθείς μη άλῷ 12 tỉ η 14 ταὐτὰ] τὰ αὐτὰ 17 τὸ πεζὸν προσβαλὼν] τὰ πεζὸν προσβαλὼν 18 τούς] τοῦ 'Εγεσταίους] ἀγεσιους 19 'Αμίλκα] ἀμίλκου 21 παφελθόντος] προτὶ 'ντος 23 ἐκρατύνατο] ἐκρατύνετο αὐτὸ] αὐτὸν 2. Τρυκηνούς] ἐρυκίνους 27 ποιήσωνται] ποιήσονται

31 αὐτοῦ] αὐτῷ ex Vindob. Pinderus, non memorans A, qui αὐτοῦ tenere videtur.

205, 1 ὀλίγον ἀλλήλων] invertit 6 αὐτὸ] αὐτῷ 7 αὐτὸς] αὐτὸ 9 οὐδὲ] οὐ 26 διελύθη] ἐλύθη

206, 6 εἰσελθόντες] εἰσιόντες 7 'Αττίλιος] ἀτίλιος 11 Καμερίναν] καμαρίναν 18 πόλεμοι] πολέμιοι 24

περιεσέσωστο περισέσωστο.

207, 8 ὖπεχώρησαν] ἐπέστψεψαν 10 ᾿Αττίλιος] ἀτίλιος 16 ἀνεχώρησεν] ὑπεχώρησεν 19 δ'] om. 25 Σιπελίαν] σιπελία 27 ναυλοχοῦντας] ναυλομαχοῦν-

τας 32 έχωρησε] έχωρησαν.

208, 4 Μάλιος μάλλιος hic et 209, 4 6 ἐπεῖσε] ἐπεῖ τε Pinderus ex Vindobonensi, non dicens quid sit in A 8 αὐτοὺς ] αὐτὸν 9 ἠπείχθησαν ἀπήχθησαν 19 ἔσεσθε] ἔσεσθαι 24 προπ. δ'] προπ. 32 προσεπτῶντο] προσεπεπτῶντο.

209, 2 αλόντων πολέμοις] invertit ἐκομίζοντο] ἐκομίζετο 5 σὺν] οπ. 8 κατειληθέντες] καταλειφθέντες 9 παρὰ] περὶ 10 στρατοπεδευσμένω] στρατοπεδευσαμένω 12 τοῖς] addit 14 τοῦ σώματος εἶχεν] εἶχε τοῦ σώματος 17 πληθύὶ] πλήθει 18

διέφθειρεν Εφθειρε.

210, 19 φρονοῦντες τῆ νίκη] τῆ νίκη φρονοῦντες 21 ὄνειδος] ὄνειδον, qua de forma dictum ad Thes. Stephani

29 μη καί μη 30 μεν ούν μεν.

211, 9 απέπεμψαν] ὑπέπεμψαν 12 ἐκβιβάσαι] ἐμβιβάσαι 17 ἐαυτοῦ] ἐαυτῆς τοῦτο] τοῦτον 19 ἐνόμισαν — 20 συναπολέσθαι 23 αποπλευσεῖσθαι] πλευσεῖσθαι.

212, 1 έγίνετο] έγένετο 29 πειράσαντες] περά-

σαντες.

213, 1 τῶν ναυτικῶν] τὸ ναυτικὸν 3 φρουφεῖν παρεσκεύαζον] φρουφεῖν 11 χιλίαρχον Κύιντον] invertit 12 προσεδρεύσαντα 17 τὰ δόξαντα] ο . 19 ἐλπίζοντες] ἐλπίσαντες 20 Καικίλιος] καὶ κίλὶ ;

θ ελπιζοντες ] ελπισαντες 20 Καικιλιος ] και κιλλ. ;
Φούριος ] φρούριος fere ubique 27 κατεφώρα ]

κατεφώρασαν.

214, 4 πάσας τὰς] πάσας 14 ἀπώλλυντο] ἀπ -

lorro 16 avdoeg re avdoeg 20 rives addit 28 πίωξ] om. 30 αίσθανομένους] αίσθομένους Ασδρούβας] ασδρούσβας, ut solet. 31

215, 1 οίκοι] addit 6 κατορθωκέναι] κατωρθωκέναι 22 έπιτραπήναι παρά των Κ.] παρά των κ. έπιτραπήναι 23 έσιώπα] έσιώπησεν.

216, 3 οὐδ'] οὖκ 7 μοι προῦπτος ὅλεθρος] προῦ-

πός μοι ὅλεθοος δι'] ὑπ'.

217, 6 'Αττίλιον] τον ατίλλιον 12 ήλαττονούντο] ήλαττούτο 16 άγνούντας] άγνούντας 18 έμβάλλοντες] εμβάλοντες 23 πολεμώση] πολεμήση 29 Ετες' atta Frega.

218, 3 ἀπόλλυντο] ἀπώλλυντο 11 τοὺς Ῥωμαίους] τοις φωμαιοι (in notatum) 21 νηών νεών, ut haud dubie 19 tollenda sit forma vnov: v. p. 232, 23 27 de] δέ γε 28 δε ] δ' δ.

219, 8 εί] η 12 ἐκβιβάσας] ἐμβιβάσας 18 ἐπε-

τίως | έπετείως.

220, 4 μετεωρίσθησαν] έμετεωρίσθησαν 6 ένίπη-σαν] ένίπησε 7 Καιπίλιος] παὶ πίλλιος 25 δὲ] μὲν 29 άρτι δὲ ] ἄρτι τε.

221, 13 θάλασσαν] κατὰ θάλασσαν 24 καταστήσασιν] καταστήσωσιν 29 Καρχηδόνα] καρχηδονίων.

222, 1 θυμφ] λιμφ 6 ἐποιήσατο] ἐποιήσαντο 8 δόντες] διδόντες Σικελίας] της σικελίας 15 ώμο-λόγητο] ώμολόγηται 22 έαυτοὺς] αὐτοὺς 30 τοῖς] τοίς τε κατέληξε] κατέπληξε 32 Λουτάτος] λουτάτιος.

223, 3 ούν ] om. 25 Μάλλιος ] μάλιος 27 ἐσφά-

ληκεν Duc.] έσφάλη μέν.

224, 3 τε addit 10 νικήσοι νικήση 25 αὐθις έπι τους [Ρωμαίους] έπι τους δωμαίους ανθις απαντησάντων] ἀπαρτησάντων 29 Αρίμενου] ἀρίμηνου. Infra τε omnes ἀρίμινου 31 τι] addit 32 ἀνοχὰς] ἐνοχὰς.

225, 12 προσπίπτοντας] πίπτοντας 15 Κλινέαν Κ ύδιόν τινα] κλαύδιόν τινα κλινέαν 21 τον] οm.

24 μαπράν 29 μετά δὲ ταῦτα] μετά ταῦτα δὲ.
26, 1 δ'] om. 4 Καρονίλον] παργίλιον 5 ἐς δ - 7 ού] om. 8 μέτριον φρονούντας] invertit 10 ό ] ό μεν 25 μεν εμίσουν ] εμίσουν μεν 28 εστράτευσαν διτρατεύσαντο δέ τε 30 προσχόντες προσσχόντες 31 αμφοτέρους] αμφοτέροις.

227, 2 καταδύντας] καταδύναι 5 καὶ τῶν ἀνθρώ-

πων] των ανθρώπων 27 χρήσωνται] χρήσονται.

228, 2 των και των 4 φίλιοι] φίλοι 13 'Αγρώνι] αγώνι 19 πόλεμον] om. 22 ληστών] των ληστών

23 εξαιτησαμένων εξαιτησάντων: v. p. 236, 3.

229, 1 Πελοπονήσου] per νν 2 πορθησάντων] πορθησαμένων 4 μεθεστηκότος καθεστηκότος 5 κατέπτηξε κατέδεσε i. e. κατέδεισε, quod recepi ex Vindob. 15 ἔστιν] om. 16 'Αλπίων ] αλπεων 17 Αίμου] αίνου 21 τοῦ ἄρρενος | ἄρρενος 23 γενέσθαι] om.

230, 6 δ] om. 32 παρανόμως] παραλόγως.

231, 10 καταστήσεσθαι] καταστήσασθαι 22 την  $\alpha i \tau i \alpha \nu \mid \alpha i \tau i \alpha \nu$ .

232, 23 νεῶν] νηῶν.

233, 7 εχομένω ερχομένω 17 προσφέροντα προφέροντα 22 ξξ και είκοσιν έτων τότε ] ξξ τότε και είκοσιν έτων 23 προσκατέλαβε προκατέλαβε 30 τῆς θαλάσσης τη θαλάσση.

234, 6 και μέγαν] μέγαν 8 και κατά] κατά της προσοίκου Γαλατίας] του προσήκου γαλάταις

έπεκάλεσαν απεκάλεσαν 32 τινας om.

235, 12 ἐπεκράτησαν] ἐκράτησαν 21 ἀπέστησαν] απανέστησαν πρίν την πόλιν την πόλιν πρίν 23 καί om. 29 υπορύξαντες] ἐπορύξαντες.

236, 5 ἀνέβαλον | ἐνέβαλον 26 ἀπωσώμεθα | ἀπω-

σόμεθα.

237, 7 προπαρασκ.] προπαρεσκ. 9 την έκ] om. αποτρίψασθαι] αποτρέψασθαι 18 τρέψαι] πέμψαι 24 το [μάτιον] τὰ [μάτια 27 αὐτῶν] om. 31 οὖν] addit. 238, 14 μέγαν] μέγα 27 'Ροδανοῦ] τοῦ δοδανοῦ.

239, 6 τὸ] om. 20 ή] addit 21 προσκοπήν] ποοκοπην.

240, 15 δ 'Α. τους στρατιώτας ] τους στρατιώτας δ ά. 17 δεδέσθαι καί δουλεύειν κακώς δε δέχεσθαι κακώς δουλεύειν 21 έπιρωννὺς] έπιρρωννὺς 23 μαχούμενοι] μιγόμενοι 28 τῆς νυπτὸς] νυπτὸς 29 ὑπεχώρησεν].

απιχώρησεν.

241, 2 πλοῖα] πλοῖον ἐνεπέπρηστο] ἐμπέπρηστο

θ ἀιεπεραιώθησαν 18 μετεπέμπετο] καταπέμπετο 20 τοῦτ'] ταῦθ' (sic) προδοθὲν] παραδοθὲν.

242, 2 φυγήν] corr. σφαγήν 7 ὑπό] καὶ 13
\*\*\*\*πίπτων] προσπιπτόντων 21 ἐφ'] καὶ ἐφ' 22
ἰ] δ' 23 πολλοὶ καὶ] καὶ πολλοὶ τῶν.

243, 4 έγίνετο] έγένετο 8 Βαννῶνα Duc.] βααννῶνα. δαipsi Βάννωνα 10 έπηγάγετο] ὑπηγάγετο 12 Γεμόνν Pinderus, Γαΐον Duc.] γεμίνιον 13 αὖθις ὑπάτους] invertit 15 τοῦ Σερουιλίου] σερουιλίου 22 προῆλθεν] προῆλθον 23 Γεμίνος] γεμίνιος 27 προκατέμεν] κατέλαβεν 28 συντομωτέραν] συντομώτερον 29 συχνούς] πολλούς.

244, 9 έφεδρεύειν] ένεδρεύειν 17 αφυλάπτους Duc.]

φυλάκτως.

245, 11 Σπωλιτίου] σπωλητίου Κεντήνιον] πεντώνιον 12 ἔπτεινεν] ἔφθειφεν 13 Σπολιτίω] σπωλητίω 14 Ναείφου] ναήφου 15 ἦν] οm.

246, 15 ἐφρόντισε] ἐφρόντιζε 25 αὐτῶν] ἐαυτῶν. 247, 4 γενόμενον] γινόμενον 16 ἐν εὐπορία τῶν

αναγκαίων] των αναγκαίων έν εύπορία.

248, 8 προσδιαβάλλων] διαβάλλων 9 αὐτὸν] αὐτῶν 17 αὐτὴν] αὐτοῦ 24 ἐξεργάσηται] ἐργάσηται 25 γένατο] γένηται 27 ἰσχυν] τὴν ἰσχὺν 31 τοῦ χωρίου] χωρίου προσελθών] προελθών.

249, 17 προκατορθώκει] προκατωρθώκει 19 αὐτῆ] τῶν 23 δι' αὐτὰ] διὰ ταῦτα.

250, 7 ἀπεκόπη] ἀνεκόπη 12 ἐπόρθησε] ἐπόρθησαν 13 τείχη] τὰ τείχη 21 τὸ] τε 22 εἶτα] ἔπειτα εγένοντο] ἐγίνοντο 26 συμφορᾶ δ' αὖ περιέπεσον] σφοθρῷ δ' αὖ περιέπεσον συμφορᾶ 29 ἐτῶν] χρόνων.

251, 1 αὐτοῖς] αὐτῆς 5 Διομήδους] διομήδου 9 περί] παρὰ 13 χρησμοδοτήματα] χρησμωδήματα 15 Οὐάρρων 18 ἐτέτραπτο] ἐτέθραπτο nescio

an A, quum neutrum ex eo diserte afferat Pinderus, sed alterum ex Dione receperit 25 ἐπεσχήκεσαν] ἐπεσχήκασιν.

252, 21 ἡσύ $\overline{\chi}$ ασεν] ἡσύ $\chi$ αζεν.

253, 1 φέροντας πρύφα] invertit 5 παρετάσσοντο] παρετάττοντο 11 έπιτιθώσι] ἐπιτεθώσι 23 μὲν] om. 29 ἡπείχθη] ἀπήχθη.

254, 2 έσχεν εσχημεν 3 ημέλλησαν έμέλλησαν

19 δ' οὖν] γοὖν 25 εἶναι] ἄντα.

255, 5 προσυπισχνούμενοι] προϋπισχνούμενοι 22 συμβαλών] εμβαλών 25 διεχρήσαντο] κατεχρήσαντο 27 γινόμενα] γενόμενα.

255, 3 ημέλησαν] εμέλησαν.

256, 3 ἐπεφάνη] ἐφάνη 17 κατεχοήσατο] κατεχοήσαντο 28 ἐπαναστὰς] ἀπαναστὰς 32 πονήσαντες]

πονήσοντες.

257, 13 προκαταφυγόντες καταφυγόντες 18 μετὰ ταῦτα τῆ πόλει] τῆ πόλει μετὰ ταῦτα 19 Ακεράνους ] ἀκερανούς 23 μὲν] οπ. 26 ἐπιλιπούσης] ἐπιλειπούσης 29 ἐνέβαλλεν] ἐνέβαλεν νυκτὸς ἐν. εἰς τὸν ποταμὸν ] ἐν. εἰς τὸν ποταμὸν νυκτὸς 31 τὰς] addit.

258, 3 διεφθάρησαν] ἀπώλοντο 4 μέρος τῆς πόλεως] τῆς πόλεως μέρος 8 ώς καὶ] ώς αὐταρκέσοντας] αὐταρκέσοντες 9 τὴν] οm. 20 τὰ] om. 24 ὁ] om.

27 αὐτῷ] om.

259, 3 τραπομένων] τρεπομένων 13 φιάλης] φυάλλης 14 έτεκε] τέτοκε 16 έπετήρουν] έτήρουν 24 πονούμενοι] πονουμένην την δώμην της γνώμης] την

γνώμην της φώμης 28 οί δ' ] οί.

260, 2 ἐπέραινε] ἐπέρανε ἔκειρεν μέχρις οὖ] ἔκειρεν εως οὖ 5 πρὶν] πρώην 10 προσήγοντο] προσηγάγοντο 14 μὴ καὶ] μὴ 15 ἐπιχειρήσουσι] ἐπιχειρήσωσι 17 τοῦ] addit 20 τὸν δὲ] καὶ τὸν 26. ἐπεκράτησε] ἐκκράτησε (sic).

261, 3 αὐτοῖς] οm. 8 στρατευομένοις] συστρατει μένοις 12 αὐτῷ] αὐτῷ 24 μὲν οὖν] οὖν 25 ·

κήρυκος] κήρυκος δè.

262, 1 πλευσούμενος] πλευσόμενος 5 είλε Νώρικοι είλεν ἄρικον 7 Νώρικον] ἄρικον 9 ἐκέχρηντο] ἐκ

χρητο 11 νου ] om. καλουμένην Καλαβρίαν ] invertit 13 ἄρξαντι] ἄρχον 16 παρεφύλαττε] παρεφυλάσσετο

έφεστηχότων] άφεστηχότων.

263, 5 ἀπ΄ αὐτῆς] ὑπ' αὐτῆς 11 προσεδρείας] προσεδρίας 14 ἔνεμε] ἔνειμε 16 Ἱμίλπων] ἀμίλπων] 17 στρατώ] τῷ στρατῷ 25 ὁ] om. (in marg. adde B) 29 διώλοντο] διώλυντο.

264, 12 Γαλεάγραν] γελεάγραν 15 πανδημεί] πανδημί 24 'Αχραδινής] άχριδηνής. Scripsi 'Αχραδίνης งขึ้ง] youv 30 yag om. 31 สลอล์] สลอ Pinderus ex Vindob. et Mon., neutrum afferens ex A.

265, 27 ἐν] om.

266, 1 δε καί δε 9 αθεί αθεεί 12 επεχείρη-

σεν] ἐπεχείρισεν δὲ καὶ] δὲ.

266, 17 έστρατοπεδεύετο] έστρατοπεδεύσατο 30 μία ήμιν έστιν έφη καταφυγή καί] μία μέν έστι καταφυγή ξφη καὶ.

267, 2 έπουσίως] επούσιος 8 Ρωμαίων] φωμαΐον 27 ουτω συγγνώμης] ουτως τινός συγγνώμης 29 μηδέ] μη.

268, 8 τοῖς Καρχηδονίοις τοὺς καρχηδονίους μετά των] μετά 27 τους λόγους άσμένως] άσμένως τους λόγους 28 ποιήσηται] ποιήσεται.

269, 4 αὖθις ἄλλους] invertit 9 ὑπεξεχώρησε] ὑπεχώρησε 10 έγένετο] έγίνετο 15 τοῦτο διὰ διὰ 20 μεταμέλου] μεταμέλου 28 έχωρησεν] έχωρησαν

29 ἀπελύθη] έλυπήθη.

270, 1 ἀποκινδυνεύσαι] διακινδυνεύσαι 3 έγίνετο] έγένετο 5 έγκαταλελοίπεσαν έγκαταλελοίπασιν 8 αφίσταντο] ἐφίσταντο 9 Σαλαπίαν] σαλπόαν. Recte σαλπίαν Vindob. et Mon. τοιοῦτον δὲ] τοιόν δὲ 13 Ρωμαίων] φώμην 16 κολάσει] κολάση.

271, 1 ουν] om. 8 ὁ Φλάκκος φλάκκος τα τε] ταῖς 15 τῆ τε] τῆ τῆ προδοσία] προδοσία re 18 Μεταποντίου] μεταπόντου 23 κατεφώρασε έκ] κατεφώρασε καὶ 26 ὀρέγετο] ώρέγετο

τι ταύτη ταύτην.

272, 5 δώσειν επιδώσειν 16 τοῖς ταῖς 17 έπις ] έπιφανεί 19 Κελτιβήρων] om. [mox pro έγγεγύηται, quum ἐνηγγύηται sit in Vindob., haud dubie scribendum ἡγγύηται, ut dixi praes. ad vol. 1, p. VII] 20 αὐτῷ] addit

26 προϋπήντησεν προσαπήντησεν 28 μεν ] om.

274, 3 ἐπεφοίβασεν] ἀπεφοίβασεν 5 τήν τε] τήνδε
11 γενόμενα] γινόμενα κομίσοντα Duc.] κομίζοντα 19
ἐξ ἐνέδρας περιστ.] περιστ. ἐξ ἐνέδρας 27 ἀντιπεριέστη]
ἀντιπαρέστη.

275, 5 ἔδοξεν ξιανοὺς] invertit 8 παρὰ] ὑπὸ 9 Πούπλιος] πόπλιος 25 Σένη τῆ] σεναίτη, unde scripsi

Σένα τη 31 ήεσαν] ή ασαν.

276, 2 'Ασδρούβου] ἀσδρούβα 9 πλησιοχώρω πόλει τινὶ] πόλει τινὶ πλησιοχώρω 10 ἐπὶ] πρὸς ex seq. πρὸς, ut saepe peccat hic liber 12 συνεσκήνησε] κατεσκήνωσε 16 παρήγγελλε] παρήγγειλε 18 περιόντος περιίόντος 28 αὐτοῦ] αὐτῷ 31 τινὲς αὐτῶν] invertit. 277, 3 σιδηρίω] σιδήρω 14 τὴν 'Απουλίαν] ἀπου-

277, 3 σιδηρίω] σιδήρω 14 την Απουλίαν] απουλίαν 19 ήττημένον καὶ τεθνηκότα] τεθνηκότα καὶ ήττημένον 21 τύγην] τέγνην 22 Βρεττίαν] βρεττανίαν.

τημένον 21 τύχην] τέχνην 22 Βρεττίαν] βρεττανίαν. 278, 6 αὐτὸν] αὐτοὺς 7 τὸν] οπ. Σκιπιόνων] σκιπιώνων 11 προθυμότερον] προθυμότατα 19 Καρ-

χηδόνα] καρχηδονίαν 27 of ] om.

279, 9 ὅτι] ἔτι 11 αὐτῶν ἀναδ.] invertit 14 περιείη] περιήει 15 τραχὺ] ταχὺ 18 βούλωνται] βούληται 24 θρασυτέρους] θρασυτάτους 26 που] ποῖ ex Vindob. annotat Pinderus deditque ποι.

280, 6 έθορύβησαν] έθορυβήθησαν 9 τὸν] om. 20 μὲν τῆς] τῆς μὲν 23 προσορμισάμενος] προσορμισάμενοι 26 Γυμνησίας] γυμνασίας 27 Υασσούσας] ὑασούσας 31 ὁ δὲ] ὁ γάρ.

281, 3 δ om. Duc.] addit 23 τυραννίση τυραννήση

24 στρατηγών στρατιωτών.

282, 14 τέως ἀπὸ τῆς Ἰταλίας] ἀπὸ τῆς Ἰτ. τέως 25 ἐξ Ἰταλίας Duc.] εἰς σιπελίαν ἀπάρας] πατάρας 26 πλεύσων] πλεῦσαι 27 αὐτὴν] μήτε 28 ἐπεῖσε] ἐπεῖ 31 τὴν τῶν] τῶν.

283, 3 κατέλαβε κατέλαβου 5 έξανήχθη έξηνέχθη 6 έπεπδρομῆ ἀπεώσατο 20 33 δ κατέλορομῆ ἀπώσατο 17 έθελήση]

έθελήσοι 28 δε δέ γε.

284, 4 ἐπέσπευδε] ἔσπευδε 16 ἐπιτήδεια] om.
23 ἄννων] ἀννίβας 26 συνήρατο] συνήρετο 32 ἐθέ-

λησαν] ήθέλησαν.

285, 4 Καρχηδονίαν] καρχηδονίων 9 ώστε καὶ Duc.] ώστε 18 ές] εἰς 20 ὑπέβαλε] ὑπέβαλλε 23 ἐθεἰήσαντας] ἐθελήσαντες.

286, 22 θειάσασα] θειάσασα.

287, 1 ό] om. 3 εἶπε] addit 6 παραχρῆμα] παραντίκα 8 προσεποιήσατο] προσεποιήσαντο 14 ήμιν] ήμιον 15 τε] om. 17 πατρὶ τῷ] πατρὶ 27 ἐκέλευσεν 28 Σοφωνίδι] σοφωνίτιδι 31 σε] om.

288, 18 πάτριον] πρίν 21 λόγου] λόγων 26 είρηναῖον τι] είρηναῖα τε 30 κατὰ Θάλασσαν] Θάλασσαν.

289, 4 τούτω] τούτοις 12 ἐνέβαλλε] ἐνέβαλε 13
μαχέσασθαι] μάχεσθαι 20 προσεκλήρωσαν] ἐπεκλήρω<sup>6αν</sup> 21 Διβύην] τὴν λιβύην.

290, 1 ἦλθον] ἦκον 3 αὐτῷ] αὐτὸ Pinderus ex Mon., neutro diserte memorato ex A 9 ἐππεῦσι κατὰ νώ-

του] [ππεῦσι: v. ad p. 291, 23.

291, 11 προμηνύειν σφίσιν] σφίσι προμηνύειν 23 κατὰ νώτου.

291, 26 αὐτὸν] om.

292, 1 δ' αὖ δὲ 3 διαπορηθέντες] έξαπορηθέντες 7 ἡν δὲ] ἡν τε 10 τῶν δέκα ἔχειν] ἔχειν τῶν δέκα 13 τοιούτων] τούτων 14 ἐπὶ Ῥώμην οἱ Καρχηδόνιοι] οἱ τῶι ἐωὶ ἡ ἀμην 23 δὲ καὶ ] δὲ 27 εἰς ] ἐς.

293, 21 παρεσκευάσαντο] παρεσκευάζοντο 22 τοῦ τοῦ τῆ ναυτικῆ 25 Κλαύδιος] ὁ κλαύδιος.

294, 2 περί] τὲ 29 ἐδίωξεν] ἐπεδίωξεν 30 ὁ addit.

295, 14 'Αμίλκου] ἀμίλκα 15 γὰο] οπ. 20 Οὐά-

(%) οὐιάλιος 28 παρελθεῖν] παρελθόν.

296, 4 'Ελάτειαν] έλάτιαν 8 πρέσβεις παρά Φιπου] πρέσβεις συμμαχία] συμμαχίδι 15 έπ' έκθημαΐς] ἐπεκδρομαῖς 19 δς] ὁ 'μὲν 25 τούτων] Θύου 31 δ] ὁ τῶν.

297, 3 <sup>[ν']</sup> om. 6 ἀπόλλοντο] ἀπώλοντο πραμένοι] πεπρωμένοι 15 πολεμούντας] πολεμούντες 20 προς ούν προς.

298, 7 Δάρισαν λάρισσαν 12 την] addit 20 οὖν] addit 22 ἐπὶ τῷ — 23 ἐλέφαντας] om. 25 μέν]

τὰ μέν 30 καί] καί έν.

299, 1 τοις Γαλάταις τους γαλάτας 8 μη χο.] μήτε χο. 9 κεχοησθαι] κεκτησθαι 13 μή τε] μη Pinderus ex Vind. et Mon., μη χουσώ omittere notans A πόσμον νόμον.

 $300, \ 3$  sử 3 vỳ c kh sĩ ] kh sĩ sử 3 vỳ 5 sl $_{5}$  ] sl $_{5}$  th $_{7}$ 10 άλλας πόλεις 11 δεινον οὐδεν αὐτοῖς δεινον αὐτοῖς

οὐδὲν 22 τὸ] addit 25 δόσει] om.
301, 3 δὲ] δὲ καὶ 12 τῆ δ' ὑστεραία ἐπεξῆλθε] om.

302, 4 καὶ το ] καὶ 9 βασιλεύσοντα] βασιλεύοντα 16 Αριαράθην] ἀράθην 17 προσετέθειτο ] προσετίθετο

ό δὲ ἐς τὴν Θράκην ἐπεραιώθη καὶ ἄλλα τε] οί δὲ ἐς την θράκην έπεραιώθησαν άλλα τε 23 Λυσιμαχίαν] λυσιμαγίδα 24 συνώπισεν συνώπησεν 30 έφθη γούν ἔφθην οὐν.

303, 9 αλλήλους Duc.] αλλήλοις 10 Καρχηδονίοις καρχηδονίων 17 έαυτῷ τε εἰς τὴν] έαυτόν τε εἰς τὴν

20 καὶ τὸ τῆς] καὶ τῆς 23 ὅρων ϳ ὅρον.

304, 5 δυνηθείς μεταβάληται] δυνηθή καταβάληται 15 είς την Ελλάδα] om. 20 Άττιλιον] ατίλιον 21 έπί] καὶ έπὶ 24 τῆς Θεσσαλίας] τοῖς θεσσαλοῖς.

305, 6 ἐλπίδας] ἐλπίσας 13 τῆ τε] τῆ 23 ἐξήλασε εξέωσε, sed margo γο. εξήλασε 26 'Αμύνανδοον]

αμένανδρον.

307, 14 Δημήτριον] τον δημήτριον 17 [in marg. add. 20 et p. 306 summa scr. XIX, p. 307 summa XIX, XX] 20 τῆς εἰρήνης | εἰρήνης 26 Εὐμενοῦς et 28 Εὐμενης | Ευμένους et Εύμένης Pinderus, sed non ex A, quem non memorat, etsi 448, D, omnes Εύμένης 28 άγοντα] άνάγοντα 29 ἐκάκουν] ἐκάκου.

308, 1  $\tau \circ \upsilon_{\mathcal{S}}$ ] om. 11  $\eta$ ] om. 14  $\tau \alpha$ ]  $\mu \grave{\epsilon} \nu$ 18

σφίσι] om.

309, 5 πρώτους] πρώτως 8 απεώσαντο] απεώσατο

19 δέ] om. 20 έσπείσθη Duc.] έπείσθη 23 έπέταξαν]

ἐπέταξε 24 Μάλιος] μάλλιος.

310, 3 ώσπες δο 4 έπεκλήθη εκλήθη 14 αὐτῷ] om. 15 Δίτερνον λίστερνον 18 τότε] addit 19  $\tau \epsilon$  om. 21  $B \varrho \epsilon \nu \nu \nu \nu$   $\bar{\beta} \varrho \epsilon \nu \nu \nu$  28  $\delta \dot{\eta}$   $\delta \dot{\epsilon}$ .

311, 7 Μάρκφ Φουλουίφ] μάρφω λουτρω 12 ήθέλησε] ήθέλησαν 17 γενόμενον] γινόμενον 22 πτί-

λων πτίλου.

312, 2 μεταβάλοντο] μετεβάλοντο 5 Κεφαληνίαν] πεφαλληνίαν 6 Πελοπόνησον πελοπόννησον 9 δ]

om. 21 δε om. 22 της om. 313, 3 γαρ δε 4 δ om. 14 πατρώαν προτέραν 21 έπεμψεν απολογησομένους] έπεμψαν απολογησαμένους 30 Σικίνιον] σικίννιον.

314, 3 γε] τε 5 τοῦ ναυτικοῦ] τῷ ναυτικῷ την] addit 14 τε] γε εν τη Ἰταλία εύρεθεντας] εύ-ρεθέντας εν τη Ἰταλία 20 αὐτῶν] εαυτῶν.

315, 8 ύπερέβαλλε] ύπερέβαλε 🕺 17 τὰ τῶν] τὰ

20 οὖν] γοῦν ἀμβλυθέντων] ἀμβλυνθέντων.

316, 1 διά γαο [10 "Ελπιον. Verum est 'Ελιπέα, ut Elipeum nunc restitutum apud Livium pro Enipeum, sed Lonaras haud dubie scripsit "Ελπιον 19 ταύτη] ταύτης 31 προσέμιξαν προσέμιξεν.

317, 21 ἀπελείφθη] ὑπελείφθη 29 ὅσα] καὶ ὅσα. 318, 14 γιγνόμενον] γενόμενον 19 ὁ δὲ] om. 29

προσυπαντήσαι προϋπαντήσαι 30 δ'] om.

319, 1 ὀρεξάμενον] δραξάμενον 10 εὐποτμῆ] εὐποιη 14 εἰς] ές Σποδοαν] ποδοάν. Scripsi Σπόδοαν 15 προσήδρευσεν | προσήδρευεν 21 προελθών | προελθείν 24 την om.

320, 9 μή τι] μη 20 μεν εως] εως μεν 25 ου-

τως ούτος.

321, 3 αὐτῶν] αὐτοῖς 6 πολλαῖς χρησαμένοις] χρωμένοις πολλαῖς 20 Εὐμενης] Εὐμένης Pinderus non ex A, opinor, ut 27 Evulen scripsit 26 en om.

322, 3 τοῦ μεγάλου 'Αντιόχου | τοῦ ἀντιόγου τοῦ μεγά-

λου 6 τῆς τε τῆς τοῦ 9 Ποπίλιος πούπλιος 13 περιέγραφε περιέγραψε.

323, 1 διώπησαν] διώπουν Pinderus ex Vindob., non dicens quid sit in A 8 τῆ] addit 13 καὶ δυσχεραίνων] ἐδυσχέραινεν 20 τῶν] addit 27 αὐθέντας] αὐτοέντας.

324, 9 ἐπάξια] ἄξια.

325, 12 eneice] enei 19 ras] om. 23 µèv] om.

26 δ'] om. 30 αναρρίψαι] αναρριπίσαι.

326, 10 όσων] όσα 12 τὰς] τοὺς 14 ὡς] om. 16 εὐθὺς τοῦ τείχους] τοῦ τείχους εὐθὺς ἔπειτα] ἔπειτα δὲ 17 τὰ] om. 20 ὑλαγωγοῦντες] ὑδοαγωγοῦντες 21 προσέμισγον] προσέσμιγον 25 γὰρ] om. 26 ἐξελθόντες] ἐπεξελθόντες.

327, 1 διαπολεμήσειν] πολεμήσειν 5 αὐτῶν] αὐτοῖς 9 Αἰγίμουρον] ἐγίμουρον 12 Φαβέαν] φαμέαν hic et infra. 15 οὖν] οὖν αὐτὸν ex praecedenti αὐτὸν

27 ἔρρωτο] ἔρρωστο.

328, 7 διὰ] διά τε 18 Γουλούσσου] γουλούσου Μαστανάβου] βαστανάβου 19 μεμειρισμένος] μεμερισμένως 22 κρίνειν] τοίνυν 25 Γουλούσσαν] γουλούσαν.

329, 4 αὐτοὺς] αὐτοῖς 6 γὰς] μὲν γὰς 10 τε] om. 11 συγκαθησθαι] συγκαθεῖσθαι 13 δὲ] δὴ 18 τε] δὲ 25 'Ανδρίσκος] ἀνδρύσκος 'Ατραμυττίου] ἀτραμυτίου.

330, 4 ων ήν Περσέως] περσέος 23 μεν τε

27 προσηταιρίζετο] προσηταιρίσατο.

331, 1 χωρήσας] προσχωρήσας 18 ἐπεδίωξεν] μετεδίωξεν 22 παραλίους] παράλους recte: v. p. CV 30 αὐτὸν] addit.

332, 2 πατρός] πατρός αὐτοῦ 3 ἄπασι] ἄπασαν 8 αὐτῆς] αὐτοὺς ὢν] ὂν 15 τὸν] οm. 27 διεφύλαξαν] διεφύλαξεν 16 αὐτῶν] αὐτοῦ 32 καί] οm.

333, 2 καὶ] om. 4 αὐλίσασθαι] αὐλίζεσθαι περιέπεμψε] περιέτρεψε 31 καὶ ἐπενόησε] ἐπενόησε.

334, 15 αύτης] ξαυτης 19 αυτεμηχανώντο] απεμηγανώντο 24 Καρχηδόνι] παρχηδονία.

335, 2 ατε καὶ] ατε 7 ωρμησαν] ἐχωρησαν
15 ἀνειληλύθει] ἀνειλήθη 22 ἑαυτῷ] ἑαυτοῦ 25 ὁ

Σκιπίων σκιπίων 28 ποιείν είπειν 29 έξαφανί-

σαι] om.

336, 1 εἰ καὶ] εἰ μὴ 7 ἀντιπολέμους] ἀντιπολεμίους 8 ἐκ] τν ἐκ 9 ὡμογνομόνησαν] ὁμογνωμόνησαν 21 των Έλλήνων οί] οί των έλλήνων 18 τοῦ Παύλου Αἰμιλίου τοῦ αἰμιλίου.

337, 1 τὰ άλλότρια] τοὺς άλλοτρίους 13 Διαίω] δικαίω 16 στρατιάς λαβών] στρατάς λαόν 18 άντε-

πεξήλθον] ἀντεπεξήλθε 28 έκ δὲ] έκ.
338, 5 τὰ] τά τε 7 καὶ] om. 15 μήτε] η sic
19 ἐγκυκλωσάμενος] κυκλωσάμενος τε] om. 21 τῶν]
om. 26 ἐν] om. 27 μὴ] μὴ ὅτι ἀρχαὶοι] ἀρχαὶ 29 ἐσχον ἄμα ζ ἄμα ἔσχον.

339, 1 άρχαίων om. recte fortasse 3 τούτω τούτων · 6 μή μέ] μή τέ 14 ἴσως] om. 15 αυτην] αὐτοίς 16 νησίδι] νησιδίω 23 μετήχθησαν μετη-

νέηθησαν.

340 inscr. Βίβλος δευτέρα — 7 ίστορίας om.] addit 1 ως ίστορηται] ως εν τη προτέρα βίβλω μοι προϊστόρηται 5 μεν ] μην 8 τοῦ Καίσαρος ] καίσαρος: v. p. 472, A.

341, 10 έμπληπτότερος εμπληπτικώτερος 26 έγχειρίσαι] έγχειρήσαι 26 ό] om. 27 ὑπὸ Πομπηίου αὐ-

τοκράτωρ] αὐτοκράτωρ ὑπὸ πομπηίου.

342, 4 ἔσπευσεν οἰκειώσασθαι] οἰκειώσασθαι ἔσπευσεν 5 ἀγαγέσθαι | 8 post ἀνδρός recte 9 ἤδη addit τοίς] της 22 Δομετίω] δομητίω, i. e. δομιτίω, ut Vindob. et Plutarchus, hic et infra 23 έπτακισχ. ] έξακισχ.

343, 1 διαδεξάμενον] διαδεξόμενον 14 τ $\tilde{\eta}$  φων $\tilde{\eta}$ ]

φωνή 29 ποίν 30 post θοίαμβον.

344, 5 υπολείμματα αναπινών] invertit 7 ήδη] ηδη δε 17 Όππίω ο όπτίω 19 αντικατέστη αντέστη 29 πεοιβαλόμενος] πεοιβαλλόμενος.

345, 5 ταύτην] καὶ ταύτην 8 προσένειμεν] προσέ-9 εμμανέστερον εμμανέστερος 15 παρητήνε ν 6 δε] παρητήσαντος 18 άγορὰν] τὴν άγορὰν 31

έξ κραγε] έξέπραγε.

46, 2 ἐνετέθη] ἀνετέθη 17 τήβεννον] τήβενναν εριέβαλον] περιέβαλλον 22 ἐν] παρά, quod casu

non receptum: praef. vol. 1, p. VI 23 Γαβίνιος ταμίνιος 24 έγραψε νόμον — διδόντα] είσήνεγκε γνώμην διδούσαν contra Plutarchum 25 αντικου | αντικους 26 ὁ νόμος ] om. δαλάσσης Ἡρακλείων στηλῶν ] ήρακλείων στηλών θαλάσσης.

347, 5 τῷ νόμῷ] τῆ γνώμη 6 δὲ] om. 27 δὲ] om.

348, 7 πάνυ] addit 14 ἐκέλευσε] ἐκέλευε ἐπετείχιζεν] ἀπετείχιζεν 19 δὲ αὐτὸν] om.

349, 11 ἀφηρησθαι] ἀφήρησθε 17 εύρήσειν] εύοήσει 22 και Ίβηρες Ιβηρες 31 των Μακεδόνων μακεδόνων Pinderus ex Vindob, et Plutarcho, non memorato A.

350, 2 πολλούς] πλείους 3 Κόλχων κόλχων κοθούρνοις κοθόρνοις 21 τοῦ om. 23 η καί] η

30 πέμψαντος] πεπομφότος.

351, 14 νίοῦ] νίοῦ αὐτοῦ 17 Μιθοιδάτου] μιθοιδάτης 20 καὶ πλησιάσας τῆ Ἰταλία] ή καὶ πλησιάσας τη Ιταλία την άφεσιν 23 μοναρχήσαντος] μοναρχήσοντος et Vindob. Pinderus, non memorato A 25 καὶ αὐθις άθροισθηναι αύθις δε συναθροισθηναι 28 όλίνων] όλίγον.

352, 5 δυείν δυοίν 13 έφη post κάτων post τούτων 14 τον] om. 15 θριάμβου δὲ] δὲ θριάμβου ἐν δυσὶ τελεσθέντος ἡμέραις οὐκ ἔξήρκεσαν αὐται] καίπερ είς δύο ήμερας μερισθέντος ο χρόνος ούκ εξήρκεσεν παρεσκ.] παρασκ. 22 Ἰουδαία] ἰουδαίους 25 ἐνναnoolwy | Evanoolwy 26 nai vyez neiparinai neiparinai δὲ νῆες 32 ταμεῖον ] ταμιεῖον Pinderus ex aliis et Plutarcho, non memorato A.

353, 2 νενεμημένων] δεδομένων 4 γυναικών] γυναικός 13 την Ρώμην] om. 15 κατασχούσης] κατεχούσης 19 καί] om. 29 συνεμπίπτοντα] συμ-

πίπτοντα.

354, 4 τότε μέγα] invertit 25 είσῆγε] είσέφερε.

355, 7 έφη] είπε 9 τούς] μετὰ 16 Κίμβρων μέλλων] invertit 22 'Αριοῦστος] ἀριόϋστος όλίγων] όλίγον 25 αφικομένων αφικνουμένων 26 πολέμων πολεμίων.

356, 6 ἐπανῆλθε Duc.] ἐπαπῆλθε 11 τὴν] om.
14 Πάρθους] παρθένους 20 νουνεχεστέροις] νουχεστέοις 24 ἀνέχεσθαι] ἀνασχέσθαι 25 φαρμακεύοντος]

θεραπεύοντος ὑποδηλοῦντες] ὑποδηλοῦντος.

357, 12 ταξιαρχῶν] ταξιαρχεῖν 23 δυοῖν] δυεῖν cum Mon. et Plutarcho Pinderus, tacens de A. Revocandum δυοῖν 26 μετημφιεσμένοι] μετημφιασμένοι 31 ὑπειποὺν] ἐπειποὺν.

358, 9 ἄλλως ἄλλος 10 αίτιώμενοι αίτιώμενον

30 holous lolous.

359, 6 πολλούς] συχνούς 15 τε] addit 29 Νώ-

ρικον] νώριον 30 δέ] om.

360, 4 και ό] ό δὲ τοῦ δὲ] και τοῦ 12 μεγάlης] om. 17 χεῖρα] μάχαιραν.

361, 4 rôv] om. 13 έγγυς οντας] invertit 25

τὸ] τὸ τοῦ.

362, 3 δὲ] δὲ καὶ 9 ἔδωκεν] δέδωκεν ὁ Βροῦτος βροῦτος 12 Κορνιλίαν] πορνηλίαν καὶ δὲ] ἐκείθεν καὶ 13 ἣ] ἡ δὲ 15 Πουπλίω] ποπλίω τῷ] addit 19 περὶ γεωμετρίαν] γεωμετρίαν 26 ἐνὶ σκάφει προσ.] προσ. ἐνὶ σκάφει 27 τῶν πρὸ τῶν τῆς τὸν πρὸ τῶν τῆς 29 μὲν] addit 30 Πούπλιον] πόπλιον.

363, 8 οὖν] δὲ 14 κατηνέχθη] κατήχθη 16 ὁ]
οm. 17 τῶν — δυναμένων] τὴν — δυναμένην τὰ] οm.
26 ἀνακρούσεσθαι] ἀνακρούεσθαι 27 ἢξίουν αὐτὸν εἰς
αὐτὴν] εἰς αὐτὴν ἢξίουν αὐτὸν 29 πλώιμον] πλόϊμον
recte 32 τῶν τε] καὶ τῶν.

364, 5 μολή] μόλη 11 έκ] και 13 φίλου Φι-

λίππου] φιλίππου λαβόμενον] λαμβανόμενον.

365, 2 ώσπες om. Duc.] addit.

366, 2 τηρευομένην] τυρευομένην 6 Καίσαρος] addit 11 ύπο] ύπλο 15 πόλεμον] μάχην 19 Καισαρείωνα] καισαρίωνα ἐκάλουν] προσηγόρευον 25 τοῖς ἐν Ῥώμη] εἰς δώμην.

367, 24 πεφευγόντων] πεφευγότων 6 άλόντας ἀπέπεινε] ἔπτεινεν ἀλόντας 7 οὐδ'] οὖ δ' 9 σοι οm.

Duc.] addit 11 ἐτέλευσε] ἐτέλεσε 13 δυεῖν] δυοῖν recte

20 ὁ Καϊσαρ] addit 26 υίῶν] παίδων ἀπέδρα] διέ-

δρα ηνέχθη ανηνέχθη.

368, 13 προς] είς 17 δε ο ο ο ο γεγράφασιν ιστορήσαντες συγγεγραφότες ιστόρησαν 26 παρελθεῖν είς τὸν βίον] είς τὸν βίον έλθεῖν 27 προγόνων αὐτοῦ] ο m.

369, 15 αὐτὸν βασιλέα] βασιλέα τὸν καίσαρα.

370, 4 περιαύων Duc.] παριαύων 23 απαγγείλαι] καταγγείλαι 24 βιβλίον] βίβλίδιον 25 γράψας] έγγράψας.

371, 3 'Αλβίνος] αλβίνιος 19 έψηφίζοντο] τὰ ψηφιζόμενα 23 ονομάζεσθαι] έπονομάζεσθαι 24 έν] καλ.

372, 8 ή πάλαι έχοῶντο οἱ βασιλεύοντες] ἡπεο οἱ βασιλεῖς πάλαι ἐκέχοηντο 11 πάντα] οπ. 12 διά τε Δία τε Pinderus nescio an ex A αὐτὸν] αὐτὸν τὸν μῆνα, de quo Pinderus: Quod excidisse Wolfius suspicatus erat [propter ineptum illud διά τε]. Sed Dio καὶ τέλος Δία τε αὐτὸν ἄντικους Ἰούλιον προσηγόρευσαν, καὶ ναὸν αὐτῷ τῆ τ΄ ἐπιεικεία αὐτοῦ τεμενισθῆναι ἔγνωσαν ἰερέα σφίσι τὸν ἸΑντώνιον ὥσπεο τινὰ διάλιον προχειρισάμενοι. Idem Dio, sed non eo loco quem Zonaras hic exscripsit, τόν τε μῆνα ἔν ὡ ἐγεγέννητο Ἰούλιον, κὰκ τῶν φυλῶν μίαν τὴν κλήρω λαγοῦσαν Ἰουλίαν ἐπεκάλεσαν 13 δὲ] μὴ ἀκροατὴν μή] ἀκροατὴν 19 παρόντες ἄνθρωποι] παρόντες.

373, 6 αὖθις] καὶ αὖθις 21 πεποίηται] πεποίηκε

28 μέν 27 post είπε 29 τοῦ πάθους om.

374, 3 άρπασθείς] άρπαχθείς 4 ό] om. 28 κα-

τέκαυσε] κατέκαυσαν.

375, 3 χώρας] χώραν 17 Φίπουλος] φίβουλος. Scripsi Φίγουλος 27 πόλου] πολέμου 29 καθ' ὕπνους] εν ὕπνοις.

376, 2 έλπίσας] ἐπελπίσας 11 τὸ ὄνομά τε τοῦ Καίσαφος] τότε τοῦ Καίσαφος ὄνομα 19 ἐδημηγόφησε] ἐδημηγόφησε 23 τότε] ἐπ τούτου.

"377, 10 τοῦ δέ γε] τοῦ δὲ 13 καὶ] addit 27 ἐν

Βρεντεσίω οί στρατιώται] οί στρατιώται έν βρεντεσίω.

378, 6 Δέκιμος] δέκιος ων] addit 15 Δέκιμον] δέκιον εκαινέσαι] και εκαινέσαι 18 αμα αμφω] αμφω.

380, 1 κατέκλεισεν είς τὸ τάφρευμα] είς τὰ ταφρεύματα κατέκλεισε 2 πρὸς] πρός τε 18 καὶ ἀνεθάρσησεν ανεθάρσησεν 22 τοῦ] οm. 23 ἀπέφηνε πάντας] πάντας ἀπέφηνε 28 αὐτῷ] αὐτοῦ contra Dionem 29 Σέξτῳ] σέξστῳ.

381, 1  $\pi \varrho \delta g$ ] om. 8  $\alpha \vartheta \tau \omega \vartheta \vartheta$ ] om. 19  $\alpha \vartheta \tau \circ \iota s g$ ]  $\alpha \vartheta \tau \circ \iota g$  20  $\delta \iota \iota g \vartheta \varphi \circ \iota g$   $\delta \iota g \vartheta \circ \iota g$ 

ύπατεία αὐτῷ αὐτῷ ἡ ὑπατεία.

382, 7 έξ αὐτῶν] αὐτῶν 25 ἐνεχείρησε] ἐνεχείρισε

31 βιάζεσθαι βιάσασθαι.

383, 19 τε] addit 29 συνομόσαντες] συνομόσαντος. 384, 3 ο Πομπήιος Σέξτος] ο πομπηίου σέξστος 6 έγγον] ἔργω 9 αὐτῶν] αἰτιῶν 13 ἐτήραὶ ἐτήρησε. 385, 2 προσενείμαντο] διενείμαντο 26 πρὸς] om. 29 ἄρνεσι] ὄρνισι.

386, 6 ἀντιδούς] ἀντιδιδούς 23 ἐπιεικέστατα] ἐπιεικεστάτως.

387, 9 επικραναμένη Duc.] εμπικραναμένη 14 απώ-

λοντο απώλυντο 17 έσφάττοντο έσφάγησαν.

388, 13 ἐνοίπιον] ἐνοίπειον 22 ἀπαντήσαντι] ἀπαντήσοντι 23 ἀρχιεροσύνας] per ω Pinderus ex Monac. et Vindob., tacens de A.

389, 1 προκατέστησαν] προσκατέστησαν 3 ολκέταις 1 κέταις 4 ήν] οπ. 5 όποσωνοῦν] όποσονοῦν 10 ταῦτα αὐθις] ταῦτα ἀπαιτῆσαι αὐτῆς] invertit 11 μή τε Duc.] μήτε τι 20 διάξων] διώξων 27 ζηλώσσαι post τυραννοκτόνους] ante τοὺς 28 παρ' αὐτοῖς] παραυτοῦ.

390, 6 Τοεβωνίου] τοιβωνίου 8 δε οm. 15 ενηυθέντησε εν ηὐθέτησε 21 φοβερώτερον] φοβερώ-

τατον.

391, 16 ἐνέβαλε] ἐνέβαλλε 18 αὐτος αὐτο 19 οὐτοων οἰντων οἰντων 24 'Οκτάβιος ο ὀκτάβιος 31 συνέτ του ] ἔπραττου.

392, 2 πειθομένων] καταθεμένων 5 ταῦτα δὲ] δὲ τα 8 πολιοφιία εἶλε] εἰς πολιοφιίαν κατέστησε καὶ εἰν αὐτὴν 12 αὐτοῖς] αὐτῶν 17 αὐτῶν] αὐτὸν ο τοὶ ὀλίγον.

393, 2 ελάμβανον καταθέοντες] invertit 5 τοι] τι Pinderus ex Mon., tacens de A 12 72 om. 26 72 addit

394, 9 ήμιόνω] ήμίονος, ex praecedenti ήμίονος εξοπλισάμενοι εωθεν] εωθεν όπλισάμενοι.

395, 1 εταίρων] ετέρων 7 χαρακώματος] χάρακος 8 κατελήφθη καὶ] καταληφθείς 22 δράμα] πάθος 23 έπαπέκτεινεν απέκτεινεν.

396, 17 ξμελλον μαχέσασθαι] invertit 18 φάσμα]

φάντασμα.

397, 9 Μάρκος] μάρκων 16 Δουκίλιος] λουκίλλιος hic et 22 23 Βρούτον είπεν | είπε βρούτον κείμενος άξίως | invertit.

398, 10 γυμνῶ τῷ ξίφει] τῷ ξίφει γυμνῷ 12 ευρῶν] εὐρῶν 14 ἢ Κάτωνος ἦν] κάτωνος δὲ 17 ίστόρησε Πλούταρχος] ὁ πλούταρχος ἔγραψεν 23 φασί]

φησί Pind. ex Vindob. et Monac.

399, 12 τῷ] καὶ τῷ 17 καὶ ὁ μὲν Βροῦτος καὶ ὁ Κάσσιος] βρούτος μεν ούν καὶ κάσσιος 19 ἀνεδύσαντο Duc.] ἀνεδήσαντο 20 Νουμηδία] per ι 22 ἀγανακτήσει] ἀγανακτοίη 25 ἔτι] addit.

400, 2 καὶ φόβφ] φόβφ 3 Φουλβία] φουβία

15 τους έναντίους] τὰ τῶν έναντίων.

401, 10 μετά των τέκνων ἀπέδρα πρός τὸν 'Αντώνιου πρός του άντώνιου μετά τῶν τέχνων ἀπέδρα 17

**μη καί] μη.** 

402, 2 στρατιάν έκειθεν πλείω] στρατιώτας έκειθεν πλείους συνήγαγεν ἰσχυρότατον] ἰσχυρότερον (sic) συνήγαγε 11 οὐχὶ] οὐχὶ καὶ 16 δέ γε] δὲ 19 ἄλλα δὲ] ἄλλα τε 23 τῷ] καὶ τῷ 27 πολέμου Duc,] πολέμου τε.

403, 5 δε om. 6 εν om. 18 συνήθροιζε ήθροιζε 19 τετάρακτο] έταράσσετο 21 τὰ] τά τε

24 'Aντωνίω] αντώνιος ut Dio, recte 26 δ] addit.

404, 18 πρώτον πρώτα.

405, 9 εν τω σκάφει σύν όλίγοις σύν όλίγοις εν τω σκάφει 15 οΰτω] ούτος 22 των] addit. 13

406, 6 γνούς] προγνούς 9 ύπὸ τοῦ] ύπὸ

μεθορίφ πείμενον Συρίας καὶ Κιλικίας] μεθορίοις κιλικίας καὶ συρίας κείμενον 15 έκινδύνευσεν Εκινδύνευσαν 23 συνεισπράττουσι] είσπράττουσι.

407, 8 τῷ ] om. 21 παραδεδώκει ] παραδέδωκεν 30 τοὺς αὐτομόλους τε] τε τοὺς αὐτομόλους 📄 καὶ τριήρεις ναυπηγείν | τριήρεις τε ναυπηγείν 32 ώμολογημένα] ξυγκείμενα. συγκείμενα Dio Ετερα] ετεράττα.

408, 3 τε addit 11 ηπτετο] είχετο 13 δε addit 19 ἀγαπητῶς] ἀγαπητικῶς 21 ᾿Απολλοφάνην] ἀπολλο-φάνη 22 μέντοι] δὲ 26 τῆ] τὰ ἐν τῆ 28 ἐγχειφάνη

ρίσας] έγχειρήσας.

409, 11 μεθέζων] συμμεθέζων ex praecedenti συμβεβηκότα 13 στρατιώτας] δπλίτας 23 γένοιτο] γένη-24 υίῷ] υίει 29 ἐκμεμέτρητο ἤδη] ἤδη έξεμε-

τρήθη.

410, 4 τὰ] om. 5 δ' ἐπιστάντος τοῦ ἔαρος ] δὲ τοῦ ξαρος επιστάντος 8 ους] οίς 10 εφθειρε τῶν νηῶν] ναυς έφθειςε 12 καὶ εί] εί δὲ 14 παρέδωκεν] προέδωπεν 17 αὖθις ὁ Καῖσας] ὁ παῖσας αὖθις ανεκομίσθη] ἐκομίσθη, ut Mon. et Dio, recte 20 Μεσήνη] μεσσήνη, et infra 22 ταῖς addit 23 ἀνθοομίσαι] ανθ' δρμεῖν 24 χρόνον] om.

411, 1 ἀπήρξαντο] ἀπείρξαντο 16 δηλοῦν] δηλούντες 19 Κουρνοφίκιος κορνουφίκιος 20 περιέ-

σωστο] περισέσωστο.

412, 2 Κουρνοφίκιον] κορνούφιον 5 τοῦτο] τοῦ 15 πρίν τι νεωγμωθήναι] πρίν νεωγμωθήναί (sic) τι 18

μέν addit.

413, 4 ἀπεῖρε] ἀπῆρε 15 ἐν τἢ Μεσήνη ἐγκαταλειφθέντας] έγκαταλειφθέντας έν τῆ μεσήνη 18 ές] om. 19 την ] om. 21 δ' ἐσώθη βοηθείας τυχών ] δὲ βοηθείας τινών έσώθη 23 στρατεύματι] στρατώ.

414, 9 τον ἄρχοντα έξ ἀνάγκης] έξ ἀνάγκης τον ἄρ-27 είσπεσόντες ] έκπεσόντες 28 στρατηγικόν] σ ττιωτικόν 30 ποιήσουται] ποιήσουσι 31 κάντι θεν] κάκ τούτου.

115, 11 δε addit 12 μετά] μετά τοῦ 17 με-

σόγειον] μεσόγειαν 20 έπέστειλε] απέστειλε 23 θανείν] θανείν αὐτον 24 ή] addit 27 καλ — έγένετο] om.

416, 10 τῶν] addit 19 τὸν] δὲ 20 ἐντύχη] ἐντύχοι 21 συμβάσεως] συμβιβάσεως 23 ὑπελείπετο] ὑπελίπετο Στρατιανοῦ] στατιανοῦ et 27.

417, 9 αποστρατοπεδεύσωνται] στρατοπεδεύσονται.

418, 1 χελώνην] χελώνης 14 αὐτοῖς] αὐτούς 22 διὸ] διὸ καὶ 27 αὐτῆ πολλὰς] πολλὰς αὐτῆ.

419, 3 των 'Ρωμαίοις] τοῖς δωμαίοις 5 αὐτοῦ] ξαυτοῦ 13 και τινες] τινες 27 τὸν 'Αρτάξην βασιλέα ἀνθείλοντο τὸν ἀρτάξην.

420, 12 μετὰ] μετὰ δὲ.

422, 7 κατὰ ταῦτα δ'] μετὰ δὲ ταῦτα 24 τὴν] addit

28 ήδεσαν ] ήδεισαν.

423, 2 δίκας τε] τε δίκας 10 κατεγοήτευσε] καὶ έγοήτευσε 16 αἰτίωμα] αἰτίαμα 17 δὲ νῦν βασιλεῖς] δέ γε ἄρχοντας 29 Καισάρεοι Duc.] καισαρίειοι.

424, 5 Πελοπόνησον] duplici ν 14 κατασχών έξ έφόδου] έξ έφόδου κατασχών 28 ώς — αντέπλει] om.

425, 1 έππαλουμένο έππαλουμένους 6 του ] om.
10 απροβολισμοῖς ] παὶ απροβολισμοῖς 17 Τὶτος ] τίτιος
δ ] om. 27 τοῦ ] om. 32 καὶ ἐπεὶ ] ἐπειδή, ut Dio

καὶ ἐπειδή καὶ addit.

426, 17 τιμιώτατα] τιμιώτερα 21 ένεβίβασεν] ένεβιβάσατο.

427, 3 ποοήεσαν] ποοσήεσαν 10 είς] ποὸς 18 οὖτω] οὖτως 25 οὖν] addit Σεπτεμβοίου μηνὸς] σεπτεμβοίου.

428, 4 προελθόντα] om. 12 προσεχώρησαν] προσε-

χώρησε 18 πλεῖστον] πλεῖον.

<sup>1</sup> 429, 2 πολεμήσοντες] πολεμώσοντες 13 κατέκαυσαν] κατέποησαν.

430, 3 θεραπαινίδων αμφοῖν] δύο θεραπαινίδων αὐτῆς.
431, 5 ἐκείνου] αὐτοῦ 20 προσδραμών — ξιφίδιον] om.

432, 4 ώσπες μονοχίτων] μονοχίτων 12 αὐτὴν] αὐτῷ 16 θεραπαινῶν] γυναικῶν Elρὰς] είρὰς 32 τὴν] om.

433, 2 καὶ πρέποντα] om. 6 τῶν] om. 15 ἐκείνης βραχίονα βραχίονα 16 οὐδὲ] οὕτε 25 χρόνον]

χρόνου.

 $^{\sim}$  434, 8 τι] addit 11 ηχθέσθη] καὶ ηχθέσθη έκεινης εὐγένειαν] εὐγένειαν αὐτῆς 20 ὁ Καῖσαρ ἀπέκτεινεν] ἀπέκτεινεν ὁ καίσαρ 29 προσκυνεῖν] ἰδεῖν 30 τε] δὲ.

435, 4 την Ίταλίαν] Ιταλίαν 8 πάσαι] πάσι 13

ο] ὁ καὶ 15 δ' ό] δὲ καὶ 21 γαρ] την.

436, 3  $\tau \epsilon$  om. Duc.] addit 8  $\epsilon \pi l \sigma \tau \epsilon v \sigma \epsilon$ ]  $\epsilon \pi l \sigma \tau \epsilon v \epsilon$  12  $\delta v \epsilon \tilde{\iota} v$ ]  $\delta v o \tilde{\iota} v$  recte 16  $\tau \epsilon$ ] addit  $\tilde{\alpha} \varrho \xi \eta$ ]  $\tilde{\alpha} \varrho \xi \epsilon \iota$ 

18 καὶ ἐπὶ πᾶσι] ἐπὶ πᾶσι.

437, 1 πολλά] om. τιμήν τῆς [Ρώμης] τὴν δώμης τιμήν 3 πολιτῶν] πολιτῶν βουλευτῶν, unde βουλευτῶν Pinderus, ut Dio dicit βουλευταῖς τισι 20 πᾶσαν τῶν ποινῶν] τῶν ποινῶν πᾶσαν 22 προσένειμε] ἀπέδωκε.

438, 3 μετ' αὐτὸν] μετ' αὐτῶν 12 'Ρωμύλος ἐπιπληθῆναι] ὀνόματος 19 Φαυστοῦλος] ita hic: v. ad
p. 88, 4 ὁ τὸν 'Ρωμύλον θρεψάμενος ὁ Καῖσαρ ϣκει]
addit 25 τοῖς] καὶ τοῖς.

439, 15 παφελάμβανεν] om. 27 καλουμένην] addit 28 ἐνώπιον αὐτοῦ] invertit.

440, 12 περιλειφθέντας] περιληφθέντας 17 γρά- $\psi$ ας] έγγρά $\psi$ ας 23 οὖσίοὖσίτε.

441, 19 αγανακτήσας δ'] καὶ αγανακτήσας.

442, 6 τὰ] τό τε 20 ἢπείχθη] ὑπείχθη.

443, 2 ταῖς] τοῖς 11 εὐθὺς γαμήσει] γαμήσει 19 κουσταλλίνην] κουσταλίνην 28 ταῦτα] ταῦτα οὕτως

446, 6 ἀνεῖπεν αὐτοκράτορα] αὐτοκράτορά τε ἀνεῖπε 6 ἀπέδειξε] ἀνέδειξε 8 ἀντωνόμασε] κατωνόμασε

24 ώς καὶ τιμὰς πολλοῖς] ὤστε πολλοῖς καὶ τιμὰς 25 ἐν] 447, 11 ἐδίδοντο] ἐδέδοντο 19 δή] addit.

448, 5 of] of καί 13 παρά] περί 16 μέντοι] 17 καὶ πολλώ] πολλώ 25 διά] om.

449, 14 καὶ αὐτὸς] αὐτὸς 17 αὕτη] καὶ αὕτη πεβούλευσαν] ἐπεβούλευσε.

450, 5 μεν] om. 6 κολάζειν] τιμωρείσθαι 9 τὸ ξίφος τινὰ] τινὰ τὸ ξίφος 19 ἐπάλεσεν] ἐπάλεσαν. 451, 18 ἔθη] ἤθη 25 πραττόμεια] προσταττό-

μενα 39 δ' ] οὖν.

452, 5 ετέρων δμογενών] invertit 17 απώλλυντο] άπώλλοντο 22 αίφνιδίαις αἰφνιδίοις.

453, 3 οί β. περί την της λείας ά.] περί την της λείας

ά. οί β. 20 παρεκάθετο] παρακατέθετο.

454, 19 εταίρους] ετέρους 24 Δαλματίη] δαλματία 455, 6 τὰ τῶν | τῶν | 8 δὲ | δέ γε | 11 τε | addit

30 ἀποστρέψαι αποτρέψαι.

456, 14 πεντήκοντα – έπτὰ  $\overline{v}$  –  $\overline{\zeta}$  16 τέσσαρα ἐπὶ τεσσαράκοντα]  $\overline{\mu}$  καὶ  $\overline{\delta}$  17 αὐτοῦ] αὐτῶν 18 μοναρχίαν τῷ Καίσαρι έλογίσαντο ἐξότου ναυμαχία ἐν 'Απτίω ενίκησε τὸν 'Αντώνιον] μοναρχίαν ελογίζοντο Καίσαρι εξότου ναυμαχία ενίκησε τον άντώνιον εν άκτίω 21 ταγμάτων] πραγμάτων 26 δν] ών τεσσαρακοστῷ δευτέρω μβ.

457, 5 ίστοςεῖ Λουκᾶς] λουκᾶς ίστοςεῖ 15 τοῦ

 $K\alpha l\sigma\alpha \varrho o g ]$  om. 17  $\tau \tilde{\eta}_{\mathcal{G}} ]$  addit.

## AD VOL. III.

P. 1, 6 ὀργίζεσθαι] ώργίζετο αὐτοῖς] αὐτῆς τήν

ήμέραν] ήμέραν.

2, 13 εν ελπίδι ελπίδι 10 ως εἴοηται] om. 14 είτα καί] είτα 17 κατηγόρησαν] έκατηγόρησαν έπεκάλεσαν δεκάλεσαν.

3, 1 μέν] om. 12 μόνων] μόνον 15 ἄρξαι καὶ ζῆσαι] ζῆσαι καὶ ἄρξαι ὅσος] ὅσον 19 ἐπέγραψε σρίσι] σρίσιν ἐπέγραψε 32 νοσοῦντος] νοσοῦντας.

4, 14 'Αγοιππίνης | άγοιππίνας.

5, 1 πράξεως] πράξεων 4 δ] addit μάθη] μάθοι 18 αὐτῶν] αὐτὸν 22 δ] καὶ δ 30 σφοδρό-

τατα ήλγησαν σφοδρώς έλυπήθησαν.

6, 12 δ' νίέσιν δε νίοις 13 ωνόμασε Καίσαρας καίσαρας ώνόμασε 14 πρεσβύτατος] πρεσβύτερος την ώραν] ώραν 27 γεγέννητο] έγεγέννητο.

7, 2 συνυπατευσάντων] συνυπατευόντων 4 Σειανός] σιανός τ $\hat{\varphi}$ ] οπ. 6 αμα καὶ — 8 Τιβέριον] οπ. 9 αὐτοῦ] addit 11 αὐπώλετο] διώλετο 19  $\hat{\eta}$  οπ. Duc.] addit 21 Σειανός] σεϊανός 25 τυγχάνοντος διαδόχου] διαδόχου τυγχάνοντος 26 δὲ] οπ. 29 μ $\hat{\eta}$ ] μ $\hat{\eta}$  τι.

8, 6 συνεισελθών] συνελθών 16 των πολλών] πολ-

λών ὅτι δὲ] ὅτι 31 Σηιανον] σιανον.

9, 2 θάνατον αὐτοῦ κ.] αὐτοῦ κ. θάνατον 4 ἐνύβρισεν] ἐνύβριζεν 14 Σεϊανοῦ] σιανοῦ 23 ἔτεροι δὲ] δὲ ἄλλοι 24 ἐαυτῷ] αὐτῷ 29 δὲ καὶ] δὲ.

10, 10 δε δη 13 αυθεντία αυτοεντία 18

τις έπιγνους] έπιγνούς τις.

- 11, 2 τελευτήσοντος] τελευτήσαντος 7 πρὸς τοῖς] καὶ 23 τὰ λοιπά τε αὐτοῦ ήνωτισμένος θαυμάσια] τάς τε ἄλλας αὐτοῦ πυθόμενος τερατείας 26 μὲν] addit 28 κειμένου] πεκρατηκότος.
- 12, 4 Χριστού] του χριστού 8 έπτεθείση Ρωμαϊκή διαλέπτω] συγγραφείση 15 αρέσκεται τῷ πηρύγματι] τῷ δόγματι ἀρέσκεται 17 αὐτη] αὐτοῦ 19 ποιῆσαι τὸν Τιβέριον Ιστορεῖ] ίστορεῖ τὸν τ. ποιῆσαι.
- 13, 16 τούτω] addit 17 γενόμενος] γεγενημένος 20 έμίσησε 21 κακείνην] om. 26 φθείρας] διαφθείρας.

14, 21 δ Γάϊος] γάϊος.

15, 10 οῦτως Duc.] οὖτος 17 ἢν] ἢν καὶ 19

Καλπουονίω] καλπουοίνω.

- 16, 4 τι] addit ' 7 αὐτοῦ] addit 19 καὶ τὰ] τὰ 24 ἐφόνευε] ἐφόνευσε 28 δοκοῦντες μεγαλύνειν] μεγαλύνοντες 32 δ'] δὲ.
  - 17, 3 δὲ τῶν] καὶ τῶν.

18, 13 δ' om. Duc.] addit.

- 19, 16 Παπήνιον] παπίνιον 23 ἐπιβεβουλευκότων] βεβουλευκότων 25 τους τοῦ] τοῦ 27 αν] οm.
- 20, 2 τε] om. 8 συμφωνῶσι] συμφορονῶσι 19 τα] τοῦτο 26 προεφασίζετο] προφασίζετο.
- 21, 14 παρελογίσθη γὰρ] om. 16 ἄρεγε προσκυν '] invertit 17 Οὐιτέλλιον] τὸν οὐιτέλιον 21 βραχύ]
  μ 'ούν.

22, 12 δ] ώς 15 ώστε] ώς 19 Κορνήλιος] δ πορνήλιος.

23, 5 ἀπέσφαξαν] ἐπέσφαξαν 12 ὅτι] om. 17 αὐτὸν] om. 19 ἀλλ' οὕτω μὲν διέφθαρτο Γάϊος]

γάιος μεν ούτως έφθάρη.

24, 14 μεν] addit 19 εὐήθειαν post προσποιησάμενος 25 ταῖς μίξεσι κάν τοῖς πότοις] τοῖς πότοις καὶ ἐν ταῖς μίξεσι 29 παθῶν] om.

25, 22 ἐπέδειξε] ἀπέδειξε 23 τοῖς τε] τοῖς 30

εν ἀγάλμασιν αὐτῷ] αὐτῷ εν ἀγάλμασιν.

26, 11 δε] om. εγένετο — 13 Αὐγούστου] om. απηγόρευσε | απηγόρευσε Pinderus ex Vindob. et Mon., tacens de A 22 γενομένου] addit.

27, 3 αὐτὸν] αὐτὸν 20 Φούριον] φρούριον. 28, 3 ταύτης] ταύτην 7 Γαλαΐσος] γαλλαΐσος

- 28, 3 ταύτης | ταύτην 7 Γαλαΐσος | γαλλαΐσος 12 Καιπινίου | παιπίνου Pinderus ex Vindob., tacens de A 16 παῖε | παῖ ε, unde Παῖτε Pinderus 20 χαλεπαίνη | χαλεπήνη 26 Πλαντίου | πλατίου, i. e. Πλαυτίου, ut Pinderus 29 Ουίτελλφ | οὐιτελλίφ.
- 29, 7 Σιλανοῦ] σιλουανοῦ 9 τε] καὶ καὶ τὸν] addit 16 αὐτοῦ] αὐτῷ προστάττεται] προστάσσεται 19 τὰ γινόμενα] addit 21 συγγενέσθαι] συμφθαρῆναι 30, 5 κύδος] κῆδος 9 τοιούτων] τοῦ τοιούτου
- 30, 5 κύδος κήδος 9 τοιουτων του τοιούτου
  12 τοῦ] addit συνώκησε] συνώκισε 18 παρεζώνντο margo δ καὶ νῦν ὁ λογοθέτης τοῦ δρόμου περιζώννται
  20 Μεσσαλίνα] μεσσαλίνη.
- 31, 9 ἀποδημοῦντι δέ ποτε αὐτῷ] ἀποδημήσαντι δέ που αὐτῷ 11 Ῥώμην] δώμην τε 13 τον] addit 18 ἐπὶ] addit 24 ἐγγεγυημένην] ἐνηγγυημένην, i. e. ἡγγυημένην, ut dixi praef. vol. 1, p. VI 27 Οὐιτέλιος] οὐιτέλλιος.
- 32, 12 καὶ είσεποίησε] ἐπεποίησε 13 Σενέκα] συνέκα 18 Δολλίαν] λολλίναν 29 δὲ καὶ] δὲ Καλπουρνίαν] καλπουρίναν.
- 33, 10 καὶ ἀπέκτεινε] ἀπέκτεινε 11 Σοσίβιον] σωσίβιον Pinderus ex Monac., tacens de A 15 Πάλαντα] πάλλαντα 24 καὶ τὰ τοιαῦτα] om.

34, 8 καὶ μόνος ἔσεσθαι νομίζοιτο] om. 22 ἔκτοτε]

ἐπ τούτου εἶναὶ ἤδη] ἤδη 24 ἄλλα τε] ἄλλάττα 26 παί ποτε] om.

35, 2 τω] addit 24 τοισκαίδεκα μήνας] δεκατοείς

μηνας.

36, 11 μοναρχοῦντος] βασιλεύοντος 20 αὐτὴν] τὴν δώμην.

37, 16 δε δε και 21 ταῦθ' ιστόρησεν] ταῦτα ιστο-

ei 21 ό] addit 38 Σενέκας] σεννέας.

38, 22 μη] μηδε 24 περιθύμως] περιθύμων 25

\*al] om. 31 enelvyv] authv.

39, 4 περιέρρηξε] περιερρήξατο 8 τὰ] addit 13 "Οπαβίαν] ὀπταουίαν hic et infra 17 μετακληθείη] μετακληθή μοιχίας] μοιχείας.

40, 13 αὐτόν ποτε] αὐτόν 17 Πελοπονήσου] du-

plici ν 26 ώς δ] ώς.

41, 3 εν άλλω δ' ετει καὶ άλλω] εν άλλω δ' ετι άλλω 14 πράξειν] πράξη 15 Σερουίλιον] σερούδον 23 καθελείν] καταλύσαι 27 αὐτῷ κομίσοντι τοῦ Οὐίνδικος] τοῦ οὐίνδικος κομίσοντι αὐτῷ 29 ἀντιλήψεται κεφαλήν] ἀντιλήψεται.

42, 3 Γάλβα] γάλβου 8 διαθρέψει έκεὶ] invertit πράσσειν] δράσειν 12 τῶν φυλάκων] φυλάκων 14 κατακαλυμμένος 24 αὐτοῦ] αὐ-

τών 26 οποι οπη.

43, 6 ήμεραιν] ήμερῶν 7 μοναρχίας] βασιλείας
10 δ] ὅ τε 11 αὐτῷ] οἱ ex praecedenti 23 σφαγέντων] σφαγέντος 24 αὐτῶν εἰκόνας] invertit 27 Οὐι-

τέλιον passim] οὐιτέλλιον.

44, 18 αὐτοκράτως] αὐτόκρατος Pinderus ex Mon., sed qui αὐτοκράτος, non dicens quid sit in A 20 αὐτῷ καὶ] αὐτῷ 26 καὶ πράξαντες] πράξαντες δὲ 27 τάς τε] καὶ τὰς 28 πρός] πρὸς τε.

45, 9 ἀρχὴν ἦδη] ἀρχὴν 15 Καλπούρνιος] καλ-

πουρίνος 22 κατά θάλασσαν] θάλασσαν.

46, 3 διεχρήσατο] κατεχρήσατο 4 τούτου] τούτων 15 έγεγράφεισαν] έγεγράφεσαν 22 κατεχρήσατο] διεχρήσατο

47, 2 ἄστεως] ἄστεος 4 ὁ θάνατος ήγγέλθη τοῦ zonaras τ.

"Οθωνος] ὁ τοῦ ὅθωνος θάνατος ἀνηγγέλθη 11 ἀντιποοθέντες] ἀντιποοσθέντες 12 προγράμματα] γράμματα 22 αὐταρκεῖν] ἀνταρκεῖν 27 ἂν] οπ. ἀρχης] αὐταρχίας.

48, 8 καὶ ἔτεφοι] ἔτεφοι δὲ 19 ἔτι] addit 28 τὸ om. Duc.] addit 29 δύο] addit 30 ἀνατολών] ἀνα-

τολικών.

49, 7 τοῦ Ουίτ.] οὐιτ. 15 στρατηγῷ ἐψηφίσαντο] invertit.

50, 1 καλέσας πρὸς ξαυτὸν post αἰχμάλωτον] post τὴν ἀρχὴν 7 δ] om. 15 τοῦ om. Βuc.] addit 16 ίστο-ρίας αὐτοῦ Ῥωμαϊκῆς] δωμαϊκῆς ἱστορίας αὐτοῦ 18 τὸ] τοῦ 20 ἀπάσης] πάσης.

51, 12 περιβαλλόμενος] περιβαλόμενος 13 ἐδέδοντο] ἐτρέφοντο 18 αὐτοῦ] αὐτον 19 περιθέντες αὐτῷ] invertit 23 αὐτον] οm. ὑπεκέντουν] ὑπεκέντων,

52, 5 μοναρχήσαντος] ἄρξαντος 8 δ] om. 16

συμβαινόμενα] σημαινόμενα.

53, 2 τὰ addit 3 ἐπανέλθη] ἐπανέλθοι 7 πλοϊζόμενος] ναυτιλλόμενος 12 ἐπανεσπεύαζε] ἀνεσπευάζετο 15 μάχαις τε] μάχαις 16 ἄλλοις] ἄλλως 17 συμβόλαια τὰ παλαιὰ addit 31 δὲ] om.

54, 1 τοῦτο] δὲ τοῦτο 9 χεῖρα] καὶ ἔφη addit, omisso mox εἰπῶν, recte, ut Xiphilinus 66, 14 12 κατα-δέδειχεν καταδεδείχει 14, 15 'Αληινοῦ et 'Αληινος]

αλιηνού et αλιηνός 25 πρός εννέα εννέα καί.

55, 9 διὰ τοὺς πολέμους καὶ τὰς στάσεις] διὰ τὰς στάσεις καὶ τοὺς πολέμους 10 εὐεργεσίαις] οm. 18 διὰ ταῦτα ἐκόλασέ ποτε] ποτε διὰ ταῦτα ἐκόλασεν 21 καὶ γὰο] καὶ γὰο καὶ 26 ἐδέξατο] καὶ ἐδέξατο 28 τοῦ Τίτου] αὐτοῦ 32 ἔξω τούτου] ἔξωθεν.

56, 1 περαυνουμένων] πραυφουμένων Pinderus ex Mon., non memorans A haud dubie cum Duc. consentientem δενίστε δ' ελάττον] ποτε δε ήττον ἄλλοτε] ενίστε Β

άρθη] ἐκβιασθη 19 Πομπηίους] πομπίους.

57, 6 πρώτω] δευτέρω 16 τάχα καὶ] τάχα ex Vindob. et Xiphilino Pinderus 17 Δομετίαν] δομιτίαν 20 των addit ανδρί] om. δ Δομετιανός ] om. 23 re addit.

58, 12 άδελφιδη άδελφη 20 λαμβάνοντας λαμ-

βάνοντος.

59, 17 ουκ αν τις έξαρ. δύναιτο] έξαρ. ουκ αν τις δυνήσαιτο 18 καὶ ἄνδρες ἄνδρες 27 μελέτην κατά τυράννων συνεγρ. πατά τυράννων μελέτην τινά συνεγρ. ex praecedenti τινά.

60, 2 Νορβανός νωρβανός 15 τελευτήσει ] τελευ-

เทุธทู.

61, 1 προκατειργ. Duc.] προσκατειργ. 5 ούτος  $\eta \nu$ ] invertit 9 ένεὸς] έννεὸς 14 τέσσαρσι] τετράσι 16 δ' ένιαυτους] δὲ 17 μοναρχίας] βασιλείας 21 δ'] om. 25 μετά του ] μετά 26 των Χριστιανών ] χριστιανόν 31 ανεκίνησε ] ανεκαίνισε.

62, 17 των αλώνων] του αλώνος · 20 έπαυσεν] άφηκεν 22 ώς είθε και πρό της μοναργίας] om. recte

23 ἄνδρα καὶ ] ἄνδρα.

63, 4 έλπιζομένων] om. 12 τοῖς ὑπ' ἐκείνου ἐξελαθείσι] τοῖς ἐξ ἐκείνου ἐλαθεῖσι 26 εὑρήματι] εὑρέματι.

64, 15 Καλπούρνιον Κράσσον] καλπουρίνον κράσον

<sup>26</sup> εἶτα καὶ | εἶτα 30 ὁ ] om.

65, 2 προβαλλόμενος Ιπροβαλόμενος 4 έτος άγων ιπίτ.] ἐπὶ τ. ἔτος ἄγων 7 μήτ'] μήθ' 16 τε] om. 66, 5 Δακών ήρχε] invertit 21 τὰ ὅπλα] καὶ τὰ

οπία τε 23 ούτως] ούτω 26 ήττων] ήττον wire addit.

67, 23 πρώην] πρώτην 27 έκτίννυεν] απέκτεινεν

31 Σούδδαν σούραν.

68, 3 Σούδδα Duc. Σούρα ex Mon. Pinderus, tacens de A 6 Σούζφαν Duc.] Σούραν ex Vindob. Pind.

Σούρραν Duc.] σούρρας 26 Όροντη] όρροντη. 69, 4 ούχ] ούκ Ισχύοντες] έξισχύοντες 16 Συτίας] ἀσσυρίας 17 Γαυγαμήλων] γαγαμήλων 20 Τίγοιν] τίγοην 24 ἔτι νέος] invertit 25 ἐπεραιώθην] ἐπεραιώθη.

70, 1 de] om. 25 nal avròs] avròs.

71, 5 θεοφόρος] μέγας 6 'Αντιοχείας] om. 8 θηρίοις παραδοθείς] θηριομαχήσας 9 την ίεραρχίαν] τον ίεραρχην 15 των] της 18 έσχηπε] έσχε 28

έπετήδευσε έπετήδευε.

72, 8 συμμάχουσι] συμμαχίσι 11 δούς] διδούς recte 15 δὲ] οm. 21 ἀφεώρα] ἀφώρα την] addit 24 ἐστράφη] ἐπεστράφη 26 δὲ] addit 30 τοῖς ἀρίστοις συνεδείπνει] μετὰ τῶν πρώτων καὶ τῶν ἀρίστων συνεδείπνει.

73, 8 μόνου post ἐξήταζε] 7 post στρατοπέδων 9 τὰ]
om. 11 μετερύθμιζε] μετερρύθμιζε καὶ πρὸς παντοίαν μάχην τοὺς στρατιώτας ἐγύμναζε] addit 16 τοὺς στρατιώτας τοιούτους] τοιούτους τοὺς στρατιώτας 20 ἀλλήλοις ἄσως 25 ἐνήγησε] καὶ ἐνήγισε τῷ κειμένῳ.

74, 3 τιμάσθαι] τιμωμένους ἐπεῖ] ἐν αὐτῆ 16 ὅποι] ὅπη. Pro παρήποι scribendum παρείποι 18 ἐνέτριψε]

έξέτριψε 22 ἀνδρῶν] ἄνδρες.

75, 2 καὶ αὐτοὶ] αὐτοὶ 6 ᾿Αλβανοὺς et 9 ᾿Αλβανῶν] ἀλανοὺς et ἀλανῶν 6 Μασαγέται] μασσαγέται τὸν] om. 14 τοῦτο ποιῆσαι] ποιῆσαι τοῦτο 30 Σευηφιανὸν] δη-

λαδή addit.

76, 7 εἰπεῖν] εἶπεν 15 διατρίψας] ζήσας ex v. 17
19 ὁ Καῖσαρ ὁ Λούκιος Κόμοδος] ὁ λούκιος κόμοδος ὁ καίσαρ 21 ἐμεθέντος | ἐκχυθέντος 28 φροντίζων δὲ καὶ περὶ τῶν μετὰ ταῦτα αὐταρχησόντων] καὶ περὶ τῶν μετὰ ταῦτα ἀὐταρχησόντων φροντίζων 30 Βῆρον ἀνόμασεν] Βῆρον 32 τοῦ] addit ἔγγονος ὧν] ἔγγονον.
77, 22 καὶ τρίτος] τρίτος 23 Τοβίας] τωβίας ex

Mon. Pinderus 25 Eevenäg 3 Topiag 3 Topiag ex 3 Mon. Pinderus 3 Eevenäg 3 Gevanäg 3 Aevig 3 3

λευίς Έφοης τρισκαιδέκατος] om.

78, 1 ούτος ούν] om. 15 Ερέννιον] έρρένιον

18 ἐπ' om. Duc. addit.

79, 2 τε] ύμιν 5 ούτος ὁ Αντωνίνος ὅτι] ὅτι 6 ἡμμένου αὐτοῦ] ἡμμένου 7 ἐζητήθησαν] ἐξητήθησαν 8 ἐκόλαζε] ἐκόλασε 10 καὶ δίκαιος] δίκαιός τε 21 ἡν] προσήν 25 κτήματα] χρήματα 30 τὸ] καὶ τὸ.

80, 10 δόξαιεν] οὐ δόξει 12 τοῦ αὐτοκράτορος] οm. 14 θεσπίζον] θεσπίζων 15 ωρισμένον τοῦ κοινοῦ κατα-

ιεψει ταμείφ ζώρισμένω κοινώ ταμείω καταλείψει μαπάριον] μαπαριώτατον 26 Οὐαλευτινιανὸς] οὐαλευτίνος Pinderus ex Vindob. 28 τὸ] om. 29 τῆς] τοῦ έτος ἀνύσαντα έν τη ἀρχιερωσύνη ] ένιαυτὸν έν αὐτη ἀρχιερατεύσαντα.

81, 13 του] τινος 15 ευνοχον] Ενοχον 17 την] 20 τον] addit 22 έσχολασε] έσχολαζε.

82, 24 ἦν σχολάζων] ἐσχόλαζεν 29 τι] τινί.

83, 13 γοητείας] γοητείαις 29 καὶ ὅτι] ὅτι. 84, 2 γενομένου] γινομένου 4 τότε] addit 5 πολλοίς addit 20 δ addit 21 εξ τρείς ex praecedenti τρείς 23 συναποστάντων] συναποστησάντων.

85, 18 αὐτὸν] αὐτῶν 20 τοῦτον—21 θνήσκειν] om. 24 πεντήκοντα καί έννέα] ν καί θ et 25 λ καί η

ἐνδέοντα ήμερῶν] addit.

86, 2 ανεδήσατο ανεδύσατο 7 δέκα έπὶ ένὶ Εν έπι δέκα 24 εννεακαιδεκέτης] εννεακαιδεκάτου ἐπέστησεν αὐτῷ] invertit.

87, 5 είσελθόντι] είσιόντι 8 ώ] τούτω 20 παρέξει] παρέξοι 26 αυπνότατον φύσει invertit 29 μηδέ]

μη 30 εκάκωσεν σφόδρα] invertit.

88, 3 Περέννιος] περρένιος 4 ασελγείας] ασελγείαις δ στρατιώται] στρατευόμενοι 28 μήτε ποτε ύστερον] μήτε υστερου. Xiphilinus post πρότερου addit ποτέ 30

το] τω 32 άρθελς] άρθης καλ.

89, 1 Παπείριος | παπίριος 2 Κλέανδρον] κλέαργον 3 διαφθείρασιν] διαφθείρωσιν 5 των δ' ίππων έγονιείσθαι μελλόντων και μελλόντων των ίππων αγωνεισθαι 14 ίσχυσαν] ίσχυσεν ή] και 28 λιτρών zuliwn] invertit απαντας] πάντας.

90, 1 οῦτως] ὧδε 6 Εὐτυχης Εὐσεβης] εὐσεβης ευτυχής 11 'Hoankéos] ήρακλέους 15 αὐτῷ] addit 19 ήρματηλάτου] ήρματηλάτει 23 ἀπέτεμνε] παρέτεμνε

δ' ετερόν τι δέ τι ετερον.

91, 13 πρόκοιτος] δ πρόκοιτος 19 ἀπειλοῦντι] απειλούντα αὐτὸν] αὐτῷ 28 Κλήμης] ὁ πλήμης.
92, 2 τοῦ αὐτοκράτορος ἀνοικοδομηθείσης 'Αδριανοῦ]

αδριανοῦ ἀνοικοδομηθείσης 9 δε καί] δε 10 τῶν

Ίεροσολύμων ἀπὸ τῶν ἀποστόλων] ἀπὸ τῶν ἀποστόλων τῶν **ξεροσολύμων** 12 ὁ τῶν ] ὁ τῆς 16 της addit των addit 23 σκηνάς μονάς.

93, 5 δὲ καί] δὲ 9 διασύραι] κατασύραι recte

28 έδωκε δέδωκε.

15 ηπείχθη ύπείχθη 94, 4 φράσαι τε φράσατε

21 έθορύβησαν δθορυβήθησαν.

95, 4 οί στρατιώται addit 17 Σουλπίκιος σουλπικιανός 19 ώνητέον ωνητίων.

-96, 20 συνέδραμον άνέδραμον 26 ούτως ουτος

31 ταῦτα μὲν οὖν] καὶ ταῦτα μὲν.

97, 7 δε δε και 32 Μεσσάλα μετάλα.

98, 8 έξήκοντα] ξ 16 οί | οί καὶ 28 ἐθισμέ-

νου είθισμένου.

- 99, 5 σημεῖά τινα] invertit ήγεμονίαν ήγεμονείαν 9 βουλή καὶ ὁ δημος] om. 12 ἀπορριφθήναι] ἀπορριφηναι 14 υπερεκάθησεν υπερεκάθισεν 17 πολυτ.] καὶ πολυτ.
- 100, 1 καταληφθείς] καταλειφθείς 5 οὐδὲ γὰρ οὐδὲ] ουδέ γαο 8 καταψηφίη] καταψηφιεί, quod etiam Dioni • 74, 9 restituendum secundum ea quae dixi praef. vol. 5, p. X, 17 ύφύδροις] έφύδροις.

101, 6 η στι η 26 όμοφώ-20 ταύτα] ταύτης νως et καί om.] addit.

- 102, 2 'Ρωμαίων] addit 12 ἀφῆκε] έφῆκε ἀπέκειντο] ἐναπέκειντο 30 ἀνεῖτο] ἀνέκειτο [perperam expressum ἀπέκειτο. Illud autem etsi ex praecedenti ἀπέκειτο natum videri possit in A, saepissime sic, ut aliquoties dixi, peccante, tamen avéneuro habet Dio 68, 31.]
- 103, 3 τι] addit 7 'Αλλά ταῦτα] ταῦτα ώς] ὅτι 13 ὑπερανίστασθαι] ὑπερανίγει] λέγεται 14 διὰ τὸ ΰψος καὶ κίονα αὐτὸν καὶ κίονα αὐτον διὰ τὸ ΰψος 19 λέγει καὶ] λέγει 23 οὖν] οὖν 24 το έτου Ιστόρηται ] αὐτοῦ δεδήγηται.

104, 9 καὶ εἰς] εἰς 21 Φῆλιξ] φίληξ 30 λοχώδη] λογγώδη. Scripsi λοχμώδη.

105, 2 ἀφηκεν αὐτὸν ὰφηκεν 4 ληστεύωσι ληστεύσωσι 10 Καλυδόνιοι] καληδόνιοι 15 παρά] περί 21 άσπίδι τινι] άσπίδι 31 ύποκειμένη τότε] invertit.

106, 1 ήμίσεος] ήμίσεως 2 και έκατὸν δίνο] οm. 6 Καλυδονίαν] καληδονίαν 11 ές όμολογίαν] οm. 15 διαχειρισόμενος] διαχειρισάμενος 16 έπεφώρατο] πεφώρατο 26 ἀποστάντων] ἀποστάντι.

107, 7 της μεσημβρίας] μεσημβρίας 10 προσεδιώκει] προσδιώκει 17 'Οριγένους] ώριγένους semper 20 όργαν πρὸς τὸ μαρτύριου λέγεται] ὅργα πρὸς τὸ μαρτύριου 25 ἐκεῖνου] τὸν ἄνδρα 27 πρὸς δημα] addit.

108, 1 τυγχάνων | ετύγχανων 8 αὐτοὖ] om. 10 πολλάκις τούτου] invertit 11 θείου] τοῦ θείου 16 νίου] addit 25 παρωμάρτει] συμπαρωμάρτει 26 δημίους βήμους Pinderus ex Mon. 32 ώς δὲ ὁ Εὐσέβιος ίστορεῖ ἰ ὡς ἱστορεῖ δὲ ὁ εὐσέβιος ὅτι.

109, 12 'Ακύλα] ἀκόλα 14 ἠγνόηται] ἠγνόηνται 21 οὖ ἄνω ὁ λόγος ἐμνήσθη] ὃν ἄνω παραδέδωκεν ὁ λόγος

25 ψεύδος Duc.] ψευδώς.

110, 3 παρακαλεῖται] αὐθις παρακαλεῖται ex versu praecedenti 6 ἐπισκοπῆς] ἐπίσκοπος 17 αὐτοῖς] αὐτῆς 22 ἑαυτοῦ] οἰκεῖον 24 ὑπὸ στρατιωτῶν φυλαττόμενον] φρουρούμενον ὑπὸ στρατιωτῶν ἐτέρων] ἄλλων.

111, 6 οὐδὲ] καὶ οὐδὲ 8 δεδοικυῖα] δεδοικυία 13 δὲ] τε 23 δὲ] addit 28 ἀρχῆς] ζωῆς 32 ἔχομεν εκ Mon. Pinderus.

 $11\widetilde{2}$ , 3 ἔδησεν έλθόντα] έλθόντα ἔδησε 7 καὶ τὰ]

τὰ δ' 14 δὲ] om. 30 ἀλλὰ] ὁ δὲ.

113, 2 μάγοις] τοῖς μάγοις 4 συνιστὰς] συνιστῶν 9 λογοποιουμένων | λογοποιούντων 10 στρατεύσας] ἐξεστράτευσεν 11 έαυτοῦ] αὐτοῦ 14 μὲν] δὲ 20 προσεξεῦρε] συνέρραπτε, omissis quae ex Vindob. et Xiphilino addita initio versus καὶ συρράπτων 21 Καράκαλλος] καράκαλος et 114, 10; 115, 17 30 ἀποπεμψάντων 21 καράκαλος υποπεμψάντων ex Vindob. Pinderus.

114, 12 μιαιφονωτάτου] μιαιφόνου 20 ἀναξίους]

άναξίοις.

115, 23 τυγχάνοντα] διάγοντα 30 γενομένων] γινομένων 32 λαβών] βαλών.

116, 1 όλίγων] όλίγον 4 Χαλχηδόνα] χαλκηδόνα 12 καὶ καταλυθεὶς ὑπὸ παιδαρίου] ομ. 20 λόγω τε καὶ λόγω τε 24 ἐπῆρξε] ἡρξε 25 καὶ δὶς] δὶς.

117, 3 τῶν] τῶν ἄλλων 14 Ἐλεογαβάλου] ἐλεαγαβάλου ex Vindob, et Mon. Pinderus 15 γένωνται παίδες]
παίδες γένωνται καὶ οὐ μόνου] οὐ μόνου δὲ 31 γυναικώδη] γυναικώδει 32 άβοᾶ καὶ] άβοᾶ.

118, 3 αὐτῶν ἀργ.] αὐτον ἀργ. 6 ἤθελεν] ἡθέλησε 12 δοκεῖν καὶ μοιχεύεσθαι] δὲ καὶ μοιχεύεσθαι δοκείν 19 αυτοκράτως αυτόκρατος Pinderus ex Mon., qui αὐτοκράτος, ut supra  $26 \tilde{\eta}$  καὶ  $\tilde{\eta}$  φαρμακεία p. 44, 18 φαρμάκω 27 αὐτον  $\tilde{\eta}$  αὐτω.

119, 5 καὶ αἰσχοοπαθείας] addit 6 Βασιανὸν] ἀσιανὸν 9 μετ' οὐ] οὐ μετ' οὐ 14 ἐθοουβησαν] ἐθοουβήθησαν 26 Ρωμαίων τῆς] τῆς ξωμαίων.

120, 5 μεταπεχείριστο] μετεπεχείριστο 8 προσείλετο] προείλετο 9 Δομιτίω] δομητίω 16 στάσις] ή στάσις Μαπεδόνες] οπ. πλείστον] πλείστων τε] οπ. 122, 14 αί] addit ἡρέμησε] ἡρέμισε. 124, 1 τῶν] οπ. ἐπήγειρε] διήγειρε 12 ἡρέσισεν εἰς ἐξήγησιν] προς ἐξήγησιν ἡρέθισε 18 πρωτοπτήτω] πρωτεπτήτωο 28 ἰδίας] οἰπείας.

125, 27 εἰπόνας παθήρουν] παθήρουν εἰπόνας 32

συγκλήτου] βουλῆς. 126, 1 τοῦ] om. 9 εἶναι] addit 10 αὐτῆ] αὐτῆ δὲ 16 ἀπυληίας ὁ Μαξιμῖνος] ἀπυληίας 14 δορυφόρων αὐτοῦ] invertit 19 τε] om. ἐπεδείχθησαν] άπεδείχθησαν 25 δέ] om.
127, 1 τῆς ἀπωλείας] ἀπωλείας 12 μετὰ ] μετὰ δὲ
18 οἱ δ' ἔτερόν τινα] addit.

128, 3 φασίν αὐτοπράτορι] invertit 5 αὐτῶν] αὐτοῦ 6 διὰ τοῦτο] addit 7 ἀπάγξεσθαι] ἀπάγξασθαι 9 μετὰ τὸν — 10 Γορδιανοὺ] om. 28 Ιστόρησεν] Ιστορεῖ.

129, 7 τοὺς] om. φωνῆ χρήσασθαι] invertit [19 in marg. add. 18] 25 ἐπὶ] ὑπὸ 30 οὖτος] ἐκεῖνος. 130, 5 τάχα τοῦτο] invertit 7 κομιζόμενον] νομιζόμενον 11 ἐπελθόντες αὐτῷ] ἐπελθόντες 12 αὐ-

τίκα ὁ Φίλιππος] ὁ φίλιππος αὐτίκα 19 ὁ Στιλιανὸς] om. οῦτω] οὔπω 23 τῶν] om.

131, 2 ∞σπερ] ως 5 μάλιστα — 7 Χυιστιανοῖς] om. 14 γαρ] om. 19 οῦτως Duc.] οὖτος ex ceteris Pinderus, tacens de A ο Φίλιππος] φίλιππος.

132, 9 ἐν τοῖς] ἐν 10 δὲ καὶ] δὲ 13 τοσούτους μῆνας] τοσούτοις μησίν.

133, 9 ἐν] καὶ ἐν 12 μαςτυς/ου τότε] invertit 17 ὀρθύδοξα] ὀρθά 25 τὴν] εἰς τὴν 31 καὶ τῆς.

134, 3 'Ωριγένους] τοι ωριγένους 6 τῆς ωγίας παρθένου] τῆς παρθένου τῆς ωγίας 11 νοεράς τε καὶ λογικῆς] λογικῆς τε καὶ νοεράς 12 δὲ] οm. 21 αλλα] αλλαι.

135, 8  $\tau$ 0 $\tilde{v}$ ] addit 32 nal  $\tau$  $\tilde{\eta}_S$  — 136, 2 duv $\eta$  $\theta$  $\tilde{\eta}$ ] n. 28 0 $\tilde{v}$ τως] οὖτος.

137, 1 ήττονα] ήττον 5 Τυριδάτου] τηριδάτου

12 δε om. 13 τότε τηνικαθτα.

138, 1 γοῦν] δ' οὖν 2 ετέρωθεν] ετέρωθι 8 ψηφισάμενοι] επιψηφισάμενοι 18 ὑπ' αὐτὸν] ἐπ' αὐτῶν.

139, 2 'Ρωμαίων] om.

πῆς: utrumque est in vicinia
postea γαληΐνος, γαληίνου
vertit

29 μέντοι] μὴν.

10 ποιμαντικῆς] ἐπισκο20 Γαλιήνω] γαληίνω et
23 μάφτυφες γεγόνασι] in-

140, 21 τοῖς Πέρσαις] τοὺς πέρσας 26 τὸν] om.

32 [δορυάλωτος scr. per ι, ut alibi scripsi].

141, 24 διεξέπεσε της πόλεως] διεξέπεσε της πόλεως.

142, 4 υπέστρεψε] ανέστρεψε.

143, 2 τῶν] om. 8 Αἰρούλοις] αἰρούλοις, ut Ερουλοι est apud Agathiam: sic igitur scribendum 9 ἐπρατησεν επεκράτησεν, ut p. 144, 21 11 γένους] γένους ἐκρὺς.

144, 2 έπικουρήσαντα] έπικουρήσοντα 4 αὐτοῦ τοῦ υίοῦ] τοῦ υίοῦ 10 ταύτην αὐτίκα] invertit 27

τινι τῆς Γαλλίας ] τῆς γαλλίας τινί.

145, 4 περιέβαλε] περιέβαλλε 9 τον] και τον 16 προσεχώρησαν] προσερύησαν, quod scribendum προσερεύησαν, etsi potest ex v. 14 προσρυήναι natum videri 21

κλινθείσαν] κλιθείσαν 25 περιλειφθέντων] περιληφθέντων.

146, 14 βασιλεύς] βασιλεύς αὐτὸν 20 προεπεχείρησε] προσεπεχείρησε 24 ὀργισθείς Duc.] καὶ ὀργισθείς.

147, 13 τινας τινων 15 των om.

148, 9 τι] οπ. νενόμισται] νενόμιστο 12 τον χαλινον τῷ ἔππῷ] τῷ ἔππῷ τον χαλινον 26 τοῦ ἐπάρ-

χου] om. 31 κεκοινωνηκώς] κεκοινωνικώς.

149, 6 τούτου] τούτων 7 ἐπ' ἔτη προστὰς] προστὰς ἐπ' ἔτη 10 Σαμοσατεὺς] σαμοσατεὺς 16 περί Χριστοῦ φρονοῦντα] φρονοῦντα περί χριστοῦ 18 ἀποστῆναι τῆς ἐκκλησίας] τῆς ἐκκλησίας ἐκστῆναι 27 τῶν] om. recte.

150, 1 νενόμισται] νενόμιστο 17 προτιμηθήναι τὸν τῆς πολιτείας] τὸν τῆς πολιτείας προτιμηθήναι 21 'Ημαθία ἀμαθία.

151, 10 λογιμώτερον] λογιμώτατον 14 λέγουσι την σύγκλητον 24 ώσπερ] om.

αὐταρχίαν βασιλείαν.

152, 5 βούλει] βούλη 20 αὐτῷ] αὐτοῦ.

153, 1 αὐτὴν Θανείν invertit 3 εἰς γυναϊκα λαβεῖν 2 λαβεῖν εἰς γυναϊκα 2 16 αὐτὸν αὐτῷ.

154, 17 εφά] ἀσία των] om. recte 18 της συγκλή-

του] τῆ συγκλήτω.

155, 4 παρά] ὑπὸ 11 ὑπεδέδεκτο] ὑποδέδεκτο

15 έπιτιθεμένων] έπιτιθεμένω 21 τισί] τι σοι.

156, 1 ο addit 6 δορυφόρων ανήρητο ανήρητο δορυφόρων 13 τω Νουμ. νουμ. 26 συγγεγράφαται συγγεγράφεται. Scripsi συγγράφεται.

157, 14 εποφθαλμιάσαντος εποφθαλμίσαντος.

158, 8 Φίληξ] φήλιξ 10 τῶν 'Ρωμαίων] δωμαίων 22 μετ' οὐ πολύ κεκ.] κεκ. μετ' οὐ πολύ 24 ἐκόμισεν] ἐκόσμησεν 26 τὸ] τῶ.

159, 2 δε λαλ 4 κόμητα κόμιτα 9 δ] om. 12 αντεποιήσατο] αντεποιείτο 21 μαλλον δε ] η μαλλον

32 τε καὶ ] τε.

160, 16 είχετην] έχετην 26 'Αλαμαννούς] άλαμανούς, non 27. 161, 12 τῆς Ιστορίας συγγραφή] Ιστορία 13 ἀνανεωμένου] ἀνανεωσαμένου 14 ἢ τὸν] ἢ 16 Οὐαραράνης — 17 αλλοι] οπ. 22 ἐξέπεμψεν] ἔπεμψεν 32 περιφανῶν] ἐπιφανῶν.

162, 1 πρεσβείας] πρεσβείαν 26 τοὺς δ'] τῶν δ'.

163, 1 ἀνύσαντος] διανύσαντος ἐνιαυτῶν] οπ. τῶν] τὸν Pinderus ex Mon. 18 ὅσων] ὅσον 20 ὅθεν καὶ] ὅθεν 23 τοὶς σκηνικοῖς] τῆς σκηνικῆς 25 σκόμματα] σκώμματα ut mox ἀπέσκωπτον pro ο 29 θριάμβους] om.

164, 3 τοῦ δήμου, τῆς συγκλήτου] τῆς συγκλήτου, τοῦ δήμου 18 Κοττίαις] κοτίαις 22 Μαξιμῖνος] μαξιμιανὸς 30 ην] αδ προεσχηκώς] προσεσχηκώς

31 moieir aver] invertit.

165, 15 τδ] om. 23 μεμαθήκει] έμεμαθήκει 27

ะ่าชื่ออิทุ้งละ] ะ่าชื่อขึงละ.

166, 12 τον Έρκούλιον] om. 21 φάναι συνέδοιον] invertit.

167, 5 γε τῷ] γέ τῷ Pinderus nescio an ex A 15 καὶ ἐτέρους] ἐτέρους Κωνσταντῖνον] κώνσταντα 20 τῷ τῶν] τῶν τῷ 28 γυμνάζηται] γυμνάζοιτο.

168, 7 ἀθλον] ἄεθλον 10 ἀπέδρα] om. 18 εν'

αμύνη Γνα μείνη.

169, 1 Ιστόρησαν τὸν Μαξιμῖνον] τὸν μαξιμῖνον Ιστόρησαν 2 αὐτὸν ἐκμανέντα μετελθεῖν τὴν θείαν δίκην παραδεδώκασιν] μετελθεῖν αὐτὸν τὴν θείαν παραδεδώκασιν δίκην 7 Ιατρῶν δὲ] ἰατρῶν 17 αὐτὸν τοῦ πάθους] τοῦ πάθους αὐτὸν 22 ἐκ τοῦ] διὰ 24 τρόπων Duc.] τρόπον.

170, 6 Ζάβλαν] ξάμδαν
13 Δάμασος] δάμασσος
15 Ἰννοκέντιος] uno ν hic et mox
19 τούτω] τούτου
20 ἐνιαυτὸν διαφκέσας] invertit
25 λειτούργημα διανύσας] invertit
30 ἐνιαυτοὺς ἐπὶ τῆ ἀρχ. διαγαγόντυς] ἐπὶ τῆ ἀρχ. διαγαγόντυς] ἐπὶ τῆ ἀρχ. διαγαγόντος ἐνιαυτοὺς
33 διεδέξατο] ἐδέξατο
34 προέστη πιστῶν τετραετίαν τῆς τιμῆς ἀπολαύσας] πιστῶν προέστη τετραετίαν
36 ἐνιαυτοὺς] ἐνιαυτοῦς
44 χρόνοις] χρόνους.

171, 11 Θεόδοτος την λειτουργίαν] την λειτουργίαν θεόδοτος ήνυσε] ήνυσεν έπ' αὐτη 27 χρόνους έπε-

βίω οὖτος] οὖτος ἐπεβίω χοόνους. Deinde praecedente linea vacua relicta in seq. linea integra est inscr. litteris rubris cum ornamentis βασιλεία τοῦ μεγάλου πωνσταντίνου.

172, 7 Κωνσταντίω] κώνσταντι 12 νόμιμον αὐτὴν γενέσθαι τοῦ Κωνσταντίνου] αὐτὴν γενέσθαι νόμιμον τοῦ κώνσταντος 14 μέγαν] οπ. 22 αὐτοῦ τε] αὐτοῦ

23 Δικινίου] λικιννίου.

173, 2 καὶ διὰ τοῦτο] καὶ ὑπό τινων πεποιῆσθαι]
πεποιεῖσθαι ὑπό τινων 5 ἐνεποίουν] ἐνεποίει 8 διὰ ἀστέφας] διὰ ἀστέφος 13 πλείστους] πλείους 14 ἐκείνου] ἐκείνω 17 Μιλβία] βουλβία 26 δόγμα] δόγματα 30 Δικίνιος] λικίννιος, et sic semper.

174, 12 ἀλλήλους] ἀλλήλων 13 ἐκείνου] ἐκείνως 22 ταύτης] αὐτῆς 24 ὁ Κωνσταντῖνος αὐτῷ] αὐτῷ ὁ κωνσταντῖνος 28 τῷ ἀδελφῷ] αὐτῷ 31 πρόσεισιν

τοίνυν] πρόσεισιν.

175, 1 διατρίβειν] ἐνδιατρίβειν 2 ἢτιῶντο] ἢτιῶντο τὸ 6 ἐκδοθῆναι ἐνδοθῆναι 7 τῆς] τοῖς 11 δύο ἄφθησαν αὐτῷ νεανίαι ἐν ᾿Αδριανοῦ πόλει] ἐν ἀδριανουπόλει δύο ἄφθησαν αὐτῷ νεανίαι 27 εἰδόλων] εἰδώλων sic semper, velut p. 177, 19 29 δὲ τυχών] τυχών post 31 ἐξανθήματα 31 λώβη ταῦτα παρὰ τῶν ἰατρῶν καὶ λέπρα παρεικάζεσθαι] λώβην ταῦτα παρὰ τῶν ἰατρῶν ὀνομάζεσθαι καὶ λέπρα παρεικάζεσθαι.

176, 1 τούτου] τούτων 2 τοῦ] τοὺς 4 νηπίων

ατμίζοντι ετι λούσαιτο αξματι] νηπίων ετι ατμίζον τῷ αξματι et in marg. ead. m. addit : λοῦσαι. Est autem ίζοντι e corr. ead. m. Non igitur addidi τῷ, quod ex το ortum videtur. 7 λουσόμενοι] λουσύμενος 21 ἀπειλήφασι υπειλήφασι 23 παρεστάναι] παρϋστάναι 24 λέγοντες] λέγονται 25 σωματικής τε καὶ ψυχικής έλεγον ὑγιείας] σωματικής ελεγον καὶ ψυχικής ὑγείας.

177, 5 ήμας] ύμας 10 προσιέναι θεσπίζει] θεσπίζει προσιέναι 11 τἢ τοὺ] τοῦ 13 τῷ Χριστῷ προστιθεμένους τῷ χῷ 16 ἐδέδοτο] ἐδίδοτο

20 πίστην] πίστιν 25 την] των.

178, 1 ήξίου] ήξίουν 3 προσηνέχθη] προσήχθη

7 τὸ] οm. 10 πἀπεῖνος καὶ ὁ ζαμβοῆς] κακεῖνος 25 οί] οm. 28 θεοὺ] θείου 29 μυηθῆναι] καὶ μυηθῆναι. 179, 7 Φαύστης ὁ βασιλεὺς τῆς τοῦ Μ. θυγατρὸς] φαύστας τῆς τοῦ μ. θυγατρὸς ὁ βασιλεὺς 9 καὶ ante κωνστάντιου] om. 16 κατεκρίθη] κατεδικάσθη διὰ δὲ] διά τε 24 Ρωμαίοις ] ζωμαίων 30 οίκείω] οίκείων καλέση] καλέσει 31 κτίσαι ταύτην] ταύτην κτίσαι.

180, 3 καὶ τὰ κατὰ 15 τελεῖ τὰ τελεῖται τὰ 16 η είτουν 17 τριακοστού om. et suprascr. rec. m. 22 μέλλει] μέλλοι 28 έτηρεῖτο έθη] έθη έτηρεῖτο.

181, 2 δορουμένων] δωρομένων 8 έκμυζόντων] έκμυζωντων 12 εύθυνουμένη] εύθηνουμένη 23 συν-

δουμένοις] συνδουμέναις 24 ωχύροντο] ωχύρωντο. 182, [summa XIII scr. pro III] 3 δίπροτα] διήρη , 10 τούτων] τούτω 16 ετερος] ό ετερος 20 παρ' αὐτοῦ έν αὐτη] έν αὐτη παρ' αὐτοῦ 25 καὶ Πλακωτον] πλακωτὸν 27 πελώριον] πελώνιον 29 καί] του.

183, 16 ἐκεῖθεν τῆν βασιλείαν] τὴν βασιλείαν ἐκείθεν 19 δομέτιος] ὁ δομέτιος 21 παρεγένετο] παραγέγονε 22 ἀνηνέχθη] ἀνήχθη 25 ad marg. litteris rubris περί τοῦ ἀρείου 29 μεν γὰρ] γὰρ.

184, 2 τυγχάνειν είσηγε είσηγε τυγγάνειν 5 σεσίγηντό τε] om. δεδημοσίευτο] δεδημοσίευντο 8 σχησμάτων] σχισμάτων 17 έπετρεψε] έπετρεπε 19 καὶ om. ante ζητήσαντες 22 ομόφρονας έκεινω] έκεινω όμόφρονας 24 των τότε] των 29 άγίων] θείων post κοινωνίαν] οπ. μαλλον μέντοι εν τω πρακτικώ της πρώτης συνόδου καὶ ὑπερμαχῶν εῦρηται τῶν πιστῶν, quae eadem fere inserit infra p. 185, 24, ubi v.

185, 6 ώς καί] ώς ποιητήν, unde delevi etiam ποιητήν νομίζεσθαι] νομίζε 12 προκόσμιος] προσκόσμιος 13 θεφ και πατρί] πρί και θφ 21 ετερα δε ετερα 23 ευρηται γαρ εν τφ πρακτικώ της πρώτης συνόδου ύπερμαχῶν τοῦ ὀρθοῦ δόγματος addit: v. ad p. 184, 29.

186, 2 τέλος καὶ εἰς τὸ πνεῦμα τὸ ᾶγιον καὶ εἰς τὸ πνευμα τὸ αγιον om. 7 των ὑπὲρ] της ὑπὲρ [ut scribendum pro eo quod scriptum υπέρ της 23 δωρεαίς μεγαλοποεπῶς] δωρεαῖς 24 ad marg. litteris rubris τελευτὴ της άγίας ξλένης 27 ἐν τῷ τ. ά. ᾿Α. ναῷ] om. recte, quum eadem omittat Mon. βασιλικῶς] βασιλικὸς 30 ἐκεῖσε χρησόμενος αὐτομάτοις] ἐκεῖ χρησάμενος.

187, 1 τελετεύτηκε Duc.] τετελεύτηκε: ad marg. τελευτή τοῦ μεγάλου κωνσταντίνου 8 τῆ ταφῆ] ταφῆ 10 αὐτοκράτως ἐκεῖνος] ἐκεῖνος αὐτοκράτως 20 χρῆναι τὸν αὐτοκράτοςα] τὸν αὐτοκράτοςα χρῆναι 22 λόγων] λόγοις 24 εὔθικτον] εὔθηκτον 25 κατακηλούσας] κατακολούσας 27 μηδενὸς] μηδὲν.

188, 5 inscr. litt. rubr.: ὅπως ἡ βασιλεία δωμαίων εἰς τοὺς τοεῖς ἐμερίσθη παῖδας τοῦ μεγάλου πωνσταντίνου κωνστάντιον κωνσταντίνον καὶ κώνσταντα: — 10 διελομένων] διελόμενον 21 τῷ Κωνσταντίφ] τοῦ κωνσταν-

τίου 28 'Ρωμαίους] δωμαίοις.

189, 2 καὶ τῶν — 3 ἀντείχετο] om. 12 αὐτοὺς] om. 17 αὐτοὺς] αὐτῶ 20 καὶ αὐτὴν προσζημιωθεὶς τὴν ζωήν post 22 ἀποβαλών posita transponit 20 post ἐφέσεως 22 γέγονεν ή] γέγονε καὶ 23 ενὶ μὲν] ενὶ τῷ 29 τὰ ξίφη ἡρκότων] ἡρκότων τὰ ξίφη.

190, 3 γυναικών] γαμετών 12 ταύτην οὖν] ταύ-

την 16 ad marg. (η ώμο΄ (i. e. σημείωσαι ωμότητα)

26 ετοιμάσασαι ετοιμάσασι.

191, 1 ἀποσκευασάμενον] ἀποσκευασάμενος 4 αὐτοῦ] αὐτῷ 7 λέγειν] προλέγειν 23 Αὐγουσταλίω] ἐν αὐγουστούλω 25 αὐτῷ] αὐτοῦ 30 βασιλείας] οm.

192, 6 τολμηθέν] τόλμημα 12 αὐτοῦν] αὐτοῦν 18 μετὰ ] μετὰ τῶν 27 επταπαίδεπα ετη ἀνύοντα] επτακαιδέπατον ετος ἀνύσαντα et ad marg. inscr. litteris rubris:

αναίρεσις πώνσταντος: --

193, 4 ύπηρχε] ὑπηρξε 10 λογιμωτέρους] λογιμωτάτους 11 πλασάμενος γραφάς] γραφάς πλασάμενος 12 μετακαλουμένου δηθεν] μετακαλούμενος τούτοις (sic) δηθεν 22 τίσηται — προσποιήσηται] τίσαιτο προσποιήσαιτο 26 ηλθε] ηλθον.

194, 1 ήν γαμβρός] γαμβρός ήν 3 γοῦν] γὰρ 9 προδώςν] προδοίεν 11 κατήντων] κατήντησαν 14 διήει] διέρφει 17 δίοδον] διέξοδον 18 πολύν τε] πολύ τε 20 κατέρφαξεν] κατήρφαξεν, quod scripsi κατήραξεν, sed praestare videlur κατέρφαξεν, ut καταρφάκτης. V. ad p. 266, 10.

195, 17 Κωνστάντιον] κώνσταντα 23 δοᾶ τοιοῦτον ὅναο] ὄναο δοᾶ τοιοῦτον et ad marg. inscr. litteris rubris ὄναο τῷ κωνσταντίω ὀφθέν 23 αὐτοῦ αὐτῷ] αὐτῷ.

196, 4 αὐτῷ προϋπηντήκει] προσυπηντήκει αὐτῷ ἀθετήσας τὰς συνθήκας] συνθήκας ἀθετήσας 22 περὶ] πρὸς 25 πολεμίων] πολέμων 28 ἀνακόπτοντα] ἀνακόψοντα 29 τοῦτον τὸν τρόπον] τὸν τρόπον τοῦτον 32 ἐχώρησε] ἀνεχώρησε.

197, 5 αὐτος διδούς] διδούς 7 τούτοις] ταύταις 11 είς] είς τίς 18 ἐπαγγειλάμενος] ἐπαγγελλόμενος 24 αὐτο] αὐτοῦ 25 τινὰς εἰπούσης] εἰπούσης τινὰς 26 πλινούσης] κλινάσης 27 συνερράγησαν ἀλλήλοις] ἀλλήλοις συνερράγησαν 30 οί τοῦ Μαγνεντίου συνεκόπτοντο] συνεκόπτοντο οί τοῦ μαγνεντίου καὶ ἀπόλλουτο] ἀπαλίϋντο.

198, 5 τὸν ἵππον] τῶν ἵππων 12 λέγεται] λέγονται 13 χιλιάδες] χιλιάδας 21 δ] οm. 24 πρεσβεύσαντα] πρεσβεύσοντα 26 ἥπειν] οm. περϊώρισεν] οm.

32 ἐπανελθεῖν ] ἀπελθεῖν.

199, 4 τὸ] om. 8 ἐαυτοῦ] ἐαυτοῦ Γάλλον] τὸν

γάλλον 30 έπείνου] έπείνω.

200, 3 μάταιον] καὶ μάταιον 6 κατήγετο] κατέκειτο 8 δ' ἔγνω] δὲ 11 συγγενεῖς] συγγενεῖς τε 12 πολλὰς πληγὰς] πληγὰς πολλὰς 32 ὁμόζυγον] ὁμόζυγος.

201, 3 καὶ ἐμφυλίου] ἐμφυλίου 4 Δομετιανὸν] δομίτανὸν 5 τῶν πιαιτωρίων] πραιτωρίων 12 αὐτὸν] αὐτῶν 14 κατέσχε] συνέσχε 15 κοιαίστορος] κοιαίστωρος, et sic semper 18 εἰς ὀργὴν ἔξαφθεὶς] ἔξαφθεὶς εἰς ὀργὴν 24 ἔλξοντας] ἄξοντας 25 εἰς] ὡς.

202, 6 πρίν η ] πρίν αν 26 πείθοιτο] πείθοιο.

203, 8 της γης] γης 15 έπ αὐτῷ μεγάλας] μεγάλας ἐπ αὐτῷ 23 τον Ἰουλιανὸν ὁ Κωνστάντιος είλετο] ὁ κωνστάντιος είλετο τὸν ἰουλιανὸν.

204, 1 ὅτε ὅτι 4 αὐτῶν αὐτοῦ 21 τούτων τούτου 23 χούσεόν τις των ταξιαρχών] τις των ταξιαρχῶν χούσεον 25 προσήρμοσαν] προσόρμησαν τῶν] om. recte 31 βασιλεῖ τν'] βασιλεῖ καὶ τν'.
205, 4 ἐτησίως] om. 15 ἢ ἑαυτοῦ ἀνάγων] ἀνά-

γων η ξαυτοῦ τον] το 22 των ante πραιτωρίων]

om. 29 στι στι σε 32 ούχὶ ούχὶ ό.

206, 2 ἐπανελθών] ἐπανελθών δὲ 9 πρὸς] παρ έδέετο] έδεῖτο 14 ἀπειλούντων] ἀπειλούντα 29 όντας om, ad marg. inscr. litteris rubris τελευτή κωνσταντίου: -

207, 15 οἴκου] οἴκον 16 τυραννήσοντος] τυραννήσοντος ἐπ΄ 17 δὲ] γὰρ συλληφθεὶς] συνεχεῖ ληφθείς 25 ad marg. inscr. litteris rubris οίος ην κων-

στάντιος 29 δς] δς οὐ.
208, 10 πρηνή] πρινή
18 περίττευμα] περίττωμα
29 ἀντικαταστάς] καταστάς
29 ἀντικαταστάς] καταστάς
29 καὶ αυθις] αὐθις.

 $209, 6 \ \mu \dot{\epsilon} \nu ] \ om \qquad 7 \ \text{natestanase} \ \text{natestanase} \ \text{te} \qquad 17 \ \dot{\eta} \nu \ \alpha \dot{\nu} \dot{\tau} \dot{\rho} ] \ \alpha \dot{\nu} \dot{\tau} \dot{\rho} \dot{\eta} \nu \qquad 26 \ \text{nal enos}] \ \dot{\epsilon} \pi o \varsigma. \ \text{Post caput in}$ integra linea cum ornamentis est inscr. litteris rubris: βασιλεία ἰουλιανοῦ τοῦ παραβάτου: — 30 λαβων] ἐνδύς.

210. 1 προσυπήντησε καὶ ] προσυπήντησεν ή 6 δ] καὶ δ ποοέπεμψε παρέπεμψε 17 ἐκεῖνος ανταπεκρίνατο om. 23 ad marg. inscr. litteris rubris ότι λιτότητι μετήει ο παραβάτης: — (η αν μαγείοω προσεοικέναι) μάγειοον.

211, 4 καί] om. 16 έπαπολαύειν] απολαύειν τῶν παίδων] τὰ παίδων 18 εἰργ.] εἰργ. 19 'Απολλινάριος] ἀποληνάριος ψαλτήρος] ψαλτηρίου 30

τοῦ Γάλλου] γάλλου.

212, 3 αλάστορα αὐτὸν αλάστορα 9 σου τὸ ἀσεβέστατον καὶ ἀναιδέστατον το ἀναιδές σου καὶ ἀσεβέστατον 10 στρατιάν στρατίαν 14 περίφημος, περίφημον 17 οίκεῖον] οίκεῖ 23 πολλώ] συγνώ.

213, 12 ἐκεῖ κειμένους] κειμένους ἐκεῖ 15 πάντας] πάντα 16 ὁ Ἰουλιανὸς Ιουλιανὸς 23 αἰτίαμα ὁ τοῦ

Γάλλου φόνος] ό τοῦ γάλλου φόνος αίτίαμα.

214, 2 έαυτοὺς περιφανή συνωθεῖν] έαυτοὺς εἰσωθεῖν προφανή 7 αὐτῷ τὸν ποταμὸν] τὸν ποταμὸν αὐτῷ 9 χρήσωνται] χρήσαιντο 15 Ορμίσδου] ὀρμίσδου (alibi ὁρμ.) 16 πλὴν δυοκαίδεκα τὰς πάσας κατέκαυσεν] καὶ πάσας κατέκαυσε πλὴν δυοκαίδεκα 22 ἐκδοθέντες ἐτασθέντες 24 φασιν] λέγουσι πρὸς τὴν Κτησιφῶντος] τὴν πρὸς κτησιφῶντος] τὴν πρὸς κτησιφῶντα.

215, 6 of] om. 12 τότε σφοδροῦ ἐμπνεύσαντος] σφοδροῦ τότε πνεύσαντος 14 πολύν] πολλήν 17 εἔθ' ὑπό τινος τῶν αὐτοῦ εἔθ' ὑπὸ πολεμίου] εἰθ' ὑπὸ πολεμίου, εἔθ' ὑπό τινος τῶν αὐτοῦ 21 κατασκεδάσαντα] σκεδάσαντα 28 ἀπ' εὐφράτου δοάων] ἀπ' εὐφράτου

**ροάων** 30 τὸ δὲ] τό δ'.

216, 5 ήν δὲ] ήν 8 ὡς μάλιστα ante ἐρυγὰς] om. 9 [in marg. pro 27 scr. 28] ξανθὸν τὴν κόμην νεανίαν] νεανίαν ξανθὸν τὴν κόμην 12 γοῦν] οὖν recte 13 ἤκουε] ἤκουσε 28 post cap. inscr. litteris rubris βασιλεία ἔοβιανοῦ τοῦ εὐσεβεστάτου καὶ ὀρθοδοξοτάτου.

217, 12 ἀναζευγνύοντες] ἀναζευγνύντες 19 τε] δὲ [Mirum si Θαρσόν, ut Ducangius, sit in A, quum rectum Ταρσόν servent Wolfiana et Monac.] 21 την "Αγκυραν] ἄγ-

γύραν 26 κατέδαρθε] κατέδραθε.

218, 1 ὑπάντησιν] ὑπαντὴν 2 ποοπομπῆς] πομπῆς 6 ἐπὶ ἀνόμαζον] ἀνόμαζον 12 τὸν] om. recte

αίθε δὲ] αίθε 25 συνετάφη αὐτῷ] συνετάφη Χαριτὰ] χαριώτη ὁ Ἰοριανὸς] ἰοριανὸς post cap. inscr. litteris rubris βασιλεία οὐαλεντινιανοῦ 29 δέ γε] δὲ 32 τοῦτό μοι, εἶπε, τοσούτων πραγμάτων] τοῦτο εἶπε τοσούτων μοι πραγμάτων.

219, 3 θεον] τον θτ 4 Ιουλιανός] ο δουλιανός 8 αδικουντας] αδίκου, fortasse pro αδίκους 9 προ των

αλλων δικαιοσύνης] δικαιοσύνης προ των άλλων.

220, 1 κατὰ τούτων] κατ' αὐτοῦ 3 οὖν] γοῦν 9 μήτινα] μήτινα θέσθαι 10 πραιπόσιτον θέσθαι] πραιπόσιτον 24 post cap. inscr. litteris rubris in integra linea cum ornamentis: βασιλεία οὐάλεντος αίρετικοῦ:—

221, 4 απένειμε] απένεμε 8 τούτων] τούτου 10 την περί τούτου πρίσιν, ω βασιλεύ] ω βασιλεύ, την περί

τούτου κρίσιν 12 έκτὸς] έκτός δ' 16 θύραι] πύλαι 20 ταῦτα] οὕτως 22 οἱ ἀρειανοὶ τοῦ θεοῦ] οἱ ἀρειανιζοντες 25 προηγουμένου] προϊσταμένου 30 ὀρθόφροσι] ὀρθοδόξοις. Ad marg. huius lin. et praecedd. est inscr. litteris rubris περὶ τῆς τοῦ ὁσίου ἰσαακίου προρρήσεως κατὰ οὐάλεντος: —

[222, 1 ἐφ' ἵππφ etiam hic codex, quod scripsi ἐφίππφ] 9 μέγαν] μέγα 13 ἀπείοντο] ἀπείωντο 19 τῶν Σκυθῶν σκυθῶν 24 καταπέπρηστο] καὶ ὁ οὐάλης.

223, 16 ἄγρια] ἄγρα 18 καί] οπ. 25 ὑδάτων]

ύδατος 26 χρησιν άλλην] άλλην χρησιν.

224, 1 ἀλεπτορομαντείαν] ἀλεπτορομαντίαν. Et ad marg. inscr. litteris rubris περί τῆς ἀλεπτορομαντείας · ἰαμβλίχου καὶ λιβανίου 11 κοκκὸν τὸν ἐν τῷ ε] κόκκον καὶ τὸν ἐν τῷ ε 15 καλουμένων] κεκλημένων 21 μετατιθέμενος] μεταθέμενος 24 ἀσεβείας] δυσσεβείας. In seq. linea tota est inscr. litteris rubris cum ornamentis: βασιλεία γρατιανοῦ: — 27 ὁμαίμων] ἀδελφός 32 καὶ τὸν] τὸν.

225, 2 ο Γρατιανός] γρατιανός 6 αὐτοῦ] αὐτὸν 10 κατὰ] κατὰ τῶν 14 τῶν Σκυθῶν δὲ] τῶν δὲ σκυθῶν τοῦ Οὐάλεντος] οὐάλεντος 21 τῶν] οm. 26

διαφθειρέντων] διαφθαρέντων.

226, 12 τούτου] τούτω. Et ad marg. inscr. litteris rubris ἀνάρρησις τοῦ μεγάλου θεοδοσίου: — 18 post cap. inscr. litt. rubr. βασιλεία τοῦ νέου οὐαλευτινιανοῦ: — 20 μήπω μηδὲ] μήπω δὲ 22 τοῦ Μαξίμου αὐτῷ] αὐτῷ τοῦ μαξίμου 31 τὸν καὶ τῷ] καὶ τῷ.

227, 4 τοῦ Εὐγενίου τὴν τυραννίδα ὁ Θεοδόσιος] τὴν εὐγενίου τυραννίδα θεοδόσιος διὰ τὴν τῶν θεσσαλονικών σφαγὴν post 'Αμβροσίου] om. 23 πρὸς] 24 κατακορεσθέντος] καταστορεννυμένου 28 νικῷ τε] νικῷ

32 'Αρκάδιος καὶ 'Ονώριος ] όνωριος καὶ ἀρκάδιος.

228, 2 του μεγάλου Ουαλεντίνου] ουαλεντίνου του μεγάλου 6 χαλκοπρατείοις] χαλκοπρατίοις 9 τὰ τῆς] τὰς 11 τῷ βασιλεῖ Θεοδοσίω περὶ τούτου] περὶ τούτου τῷ βασιλεῖ θεοδοσίω 20 σοι ποίμνην] ποίμνην.

229, 4 ανηπε] τε ανηπε 12 τα τε της πόλεως αφεί-

λετο δίπαια] τά τε δίπαια τῆς πόλεως ἀφείλετο ἡπείλει διάθήσειν] διαθήσειν ἡπείλει 17 πάμμεγας Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος] μέγας πῆς ὁ χρυσόστομος Ἰωάννης 18 ἐπιγραφομένους ἀνδριάντας] ἀνδριανδριάντους (sic notatum) ἐπιγραφομενους 19 ἀντιοχέων] ἐν ἀντιοχεία 25 καὶ τοὺς ἀρειανίζοντας ἐκδιώξαντος] addit.

230, 2 ξκατόν] ξκατόν και. Et in marg. inscr. litt. rubr. περί της β΄ συνόδου 3 πατέρων θεοφόρων] invertit 4 προεξήρχεν] προεξήρχον 8 δμοσθενές και δμότιμον. τόν τε Μακεδόνιον] όμοούσιόν τε και δμοδύναμον και τόν μακεδόνιον 21 Ναζιανζώ] ναζιανζόν 25 και τῶν] τῶν 32 και τῶ μὲν Θεοδοσίω τὴν προσήκουσαν ἀπένει-

μεν ώς βασιλεί] καὶ τῷ μὲν βασιλεῖ τὴν προσήπουσαν.
231, 3 τῆ τοῦ υίοῦ καταφρ.] τῆ καταφρ. τοῦ υίοῦ
9 ἐκείνους] ἐκείνοις 15 ἀνηγόρευσε] ἀναγορεύει 16
μετασχεῖν αὐτοὺς καὶ τῆς ἐν τοῖς λόγοις] δὲ καὶ τῆς ἐν
λόγοις μετασχεῖν αὐτοὺς 17 ᾿Αρσένιον τῆς ἐκεῖ ἐκκλησίας ὅντα διάκονον ἐπὶ λόγοις τε καὶ ἀρετῆ] ἀρσένιον διάκονον ὄντα τῆς ἐκεῖ ἐκκλησίας ἔπὶ σοφία τὲ καὶ ἀρετῆ

26 έστηκως] έστως.
232, 10 ούτος ό βασιλεύς] ό βασιλεύς ούτος. Et ad marg. inser. litt. rubr. τελευτή θεοδοσίου 14 καὶ τὰ περὶ αὐτήν post 'Ρώμην] om. Et ad marg. inser. litteris rubr. Ο βασιλεία ἀρκαδίου. (Puncta praeposita referuntur ad seq. ήρχεν) 15 έσπέρια, ὁπόσα 'Ρωμαίοις ήσαν ὑπήκοα. Οὕτω διανεμηθείσης τοῖς τοῦ Θεοδοσίου υίοῖς τῆς τῶν 'Ρωμαίων ἡγεμονίας ἡρχε τῆς οἰκείας μοίρας ἐκάτερος] ἦρχεν μὲν οὖν ἐκάτερος τούτων τῆς ἀπονεμηθείσης μοίρας αὐτῶ 18 ἡν ὁ μ. 'Αρσ.] ὁ μ. ἀρσ. ην 21 ὅτι αὐτῷ ἐπιβού-λευσε] διὰ τὴν κατ' αὐτοῦ ἐπιβουλὴν 23 τοῦ ἔτους ἐκείνου] om. 26 συγχωρήσοι] συγχωρήσει 27 ποιήσοι] ποιήσει τῷ ante Ξηρ.] om. 31 αὐτῶ] αὐτοῦ.

233, 2 τῆς μεγάλης μεταστειλάμενος] ἀγαγῶν τῆς μεγάλης. Et ad marg. inscr. litt. rubr. περὶ τοῦ χρυσοστόμου
ὅπως γέγονε πριάρχης: — 4 ὁ ἀρκάδιος post μαλθακὸς]
οm. 5 κατήχετο Duc.] κατήρχετο 7 παρὰ] καὶ παρὰ
τούτου ante πατρὸς] οm. 18 οὐκ ἐπαύετο post κινῶν]
ante κατὰ τῶν 19 τὰς περὶ ἀδικίας διδασκαλίας ἐαυτῆ]

έαυτή τὰς περὶ ἀδικίας διδασκαλίας 24 φορβιᾶς] φορβειὰς 26 χώρας κινδυνώδεις ἀπήγετο εἶς τε πορφωτάτω] χώρας ἀπήγετο ἐπικινδύνους. καὶ εἰς πορρωτάτω 28 δυσχερῶν τε καὶ ἀλγεινῶν] δυσχερῶν 30 Πιτυοῦντα] πιτυροῦντα 31 γενόμενος, πολίχνιον δὲ τοῦτο] γενόμενος.

234, 1 δὲ] om. 5 ad marg, litt. rubr. τελευτή ευδοξίας 6 τιπτούσης] πυούσης 7 διαφθαφέντος] σαπέντος 9 διέφθοφεν ἐκ τῆς] μετέσχε τῆς 11 ἀντεισῆπτο] ἀντεισάγεται τις 12 ἔθανε] θνήσκει 15 ἐπανῆλθεν] ἐπαπῆλθεν 16 μετὰ] μετὰ τὸν 18 τισί]
τρισί Εὐδοξίας ἔργον] εὐδοξίας 21 καταλέλοιπε]
κατέλιπε 24 μόνων] μόνον 26 διεξίτω] διεξιέτω: —
post hoc περὶ τοῦ βασιλέως ὀγωρίου litt. rubris 28 ἐν
νεωτάτη ἡλικία δεκέτης] ἐννεοτάτη τῆ τῆ ἡλικία δεκαέτης sic.

235, 2 Θερματίαν] θερμαντίαν 6 διεπέμψατο] λέγεται διαπέμψασθαι 'Αλλάριχον, ως λόγος,] άλλάριχον 7 Οὐανδήλων οὐανδήλων (η aut i in corr., nescio utrum prius) 12 δπόσα] ὅσα 19 ἡμοίρει πάμπαν] ἄμοιρος ἡν 22 καὶ οί] οί 28 δεδακρυμένον τινὰ] invertit.

236, 1 συνιέντα] συνέντα 4 ωνόμασε ωνόμαζε ανώμωξεν 8 τυραννίσας τις τυραννήσας 11 post cap. inscr. litt. rubr. βασιλεία θεοδοσίου τοῦ μιπροῦ: — ὁ μιπρὸς μέντοι] ὁ δὲ μιπρὸς 12 Πουλχερίας τῆς οἰκείας ἀνήγετο ἀδελφῆς τῆς οἰκείας ἀνήγετο ἀδελφῆς τῆς πουλχερίας 24 τοίνυν] τοίνυν ἤδη ἡγμένφ] ἡργμένφ.

237, 11 εἴτι] ἔτι 30 ad marg. inscr. περί τοῦ εἰς

τον παράλυτον Ιουδαΐον θαύματος:.

238, 4 ἐπαλεῖτο] καὶ ἐκαλεῖτο 25 ad marg. litt. rubr. περὶ τῆς τρίτης συνόδου: — 27 τοῦ πάπα] τοῦ 30 θεοτόκος] θκος' (ita semper θεοτόκος) 32 ἀνάνδρος] ἀνάνδρος.

239, 11 οι τῆς συνόδου ἀνέμειναν] ἀνέμειναν οι τῆς συνόδου 15 Θεοδώρητος] θεοδώριτος (et 9 ἢ, i. e. η in 18 κεφάλαια συνέταξεν] συνέταξεν 27 εωαν] τὴν εωαν 30 Νεστορίου κὰν τῆ ἐξορία] νεστορίου.

240, 8 επίσκοπος Κυζίκου πρώην χειροτονηθείς] πρώην

έπίσκοπος χειροτονηθείς κυζίκου 12 Κωνσταντινουπόλεως] κωνσταντίνου 13 το ιερώτατον του Χρυσοστόμου σώμα έκ Πιτυούντος] τὸ σῶμα τοῦ χουσοστόμου έκ πιτυούντος. Et ad marg. inscr. litt. rubr. περί τῆς ἀνακομιδῆς τοῦ τιμίου λειψάνου τοῦ χουσοστόμου: — 19 δ] om., sed relicto spatio vacuo 20 ταύτης] ταύτην 25 θαυμάσας] υπερθαυμάσας 27 βασιλέως ὁ κυρος] βασιλέως. 241, 22 έξωθησε] έξωθίσε 31 ὁ τῆς Αντιόχου πό-

λεως πρόεδρος] δ της αντιόχου.

242, 15 Egn egn29 αὐτόν] αὐτῷ 31 μήτε κακούργ. παρά του] μήτε παρά του κακούργ. ἀπισχυρ. τὰ γραφόμενα] τὰ γρα-

φόμενα απισχυρ.

243, 4 προσαγαγούσα] προσαγούσα 8 ένεφάνησε] ένεφάνισε 9 πλείστα] πολλά 13 ἀπέστερξε απέστερξεν 18 προσάγει τοῦτο τῷ βασιλεῖ, ἀγνοῶν τὰ περί αὐτοῦ] καὶ ἀγνοῶν περὶ αὐτοῦ προσάγει τοῦτο τῷ βασιλεί 23 επιτακτικώτερον] επιτατικώτερον 24 φαγείν τὸ μηλον εξώμνυτο] μεθ' όρκου φαγείν τὸ μηλον ἀπισχυρίζετο 28 υποψίας ] υπονοίας 32 διέδωκεν ] δέδωκεν.

244, 3 ή βασιλίς έπείνη] αΰτη 10 ad marg. inscr. litt. rubr. τελευτή θεοδοσίου 17 μαθηματικών βίβλων μετεσχηκώς] μετεσχηκώς μαθηματικών βίβλων 18 αὐτης] addit 19 άλλα και πρός] και πρός 30 λέγων] λέγον.

245, 1 post cap. inscr. litt. rubr. βασιλεία μαρκιανοῦ: — 5 έπαγγέλλει] απαγγέλλει 6 προυπέπρινα] προπέπρικα 7 δοίης] δώης 11 πρώην επιφανών Επιφανών πρώην 12 λαμπρών] λαμπρού 15 απολέλειπτο] απελείφθη 24 πωλύοντα] ἀφαιρούμενον παύσωνα 27 ad marg. inscr. περί σημείων προμηνυόντων την βασιλείαν τῷ μαρπιανώ: - 31 διαποσίους χουσίνους | νομίσματα διαπόσια 32 δε ούν.

246, 4 προκύπτων] προκύψας 6 αὐτοῦ] addit 10 και συνθέμενον του δε συνθεμένου 26 ad marg. litt. rubr. περί τῆς τετάρτης συνόδου: — 27 Χαλχηδ. Duc.] χαλκηδ. 32 έτεροούσιον] έτερούσιον.

247, 8 και τὰς προτέρας τρεῖς συνόδους ἐκύρωσαν καὶ

τὸ άγιον ἐπεκράτυναν σύμβολον] ἐκύρωσαν δὲ καὶ τὰς προτέρας τρεῖς συνόδους καὶ τὸ άγιον σύμβολον ἐπεκράτυναν 14 τοῦ Χριστοῦ] χριστοῦ 16 οὐσίας ἐτέρας] ἐτέρας οὐσίας 22 κατά την άνθοωπότητα] addit.

248, 2 ορθοδοξώτατος ορθοδοξότατος 3 Διοσκόοου τῶν] τοῦ διοσπόρου 7 ἔτι πειρωμένων] invertit 19 τεθήτων] τεθηκότων 26 τον θεον] θεον.

249, 7 ad marg. litt. rubr. τελευτή πουλγερίας: -11 litt. rubr. περί οὐαλεντινιανοῦ ἀνεψιοῦ ὀνωρίου τοῦ ἐν δώμη βασιλεύοντος: — 26 έκμετρισάσης] έκμετρησάσης 29 τυραννίδος δι' αὐτοῦ] τυραννίδος 30 δ δὲ] καὶ δ.

250, 5 λαβών δὲ λαβών 9 λοιπήν πλακιδίαν

10 ολυβοίω (superscripto μ ead. m.) 15 καταλέλειπτο κατελείφθη 19 κωνσταντίνου] κωνσταντινούπολιν 23 δέ τινες] δ' ετεροι 29 μερίδος] αίρέσεως 30 post έβασίλευσεν, quod est in extrema linea, in seq. sic legitur litt. rubr.: βασιλεία λέοντος του μεγάλου: - 23 ένισι] έτε-32 πτήσεων | τ'σεων (sic duabus litteris deletis).

251, 3 Eregoi] Evioi 6 of ] alloi 9 In cod. nulla distinctio hic et alibi 14 καὶ χοεών χοεών καὶ αποθύμιον έδοξεν Εδοξεν αποθύμιον 29 φωράσας]

ννούς.

252, 15 επὶ τούτου γέγονεν εν Κωνσταντινουπόλει] έπὶ τούτου τοῦ βασιλέως γέγονεν ἐν τῆ νέα δώμη 19 Βοσπόρου] βοοσπορίου 21 άγίου] τοῦ άγίου 25 άγυιας αγυας πληρες ύδατος δδατος πληρες 31

σενάτω] σεννάτω.

253, 1 βασιλεύς] βασιλεύων 10 καὶ σεισμόν σφοδρότατον εν 'Αντιοχεία γενέσθαι λέγεται λέγεται καί σεισμον γενέσθαι σφοδρότατον έν άντιοχεία 14 δεδειλιαπότα δε δεδειλιαπότα 19 της ante βηρίνης om. ευ καί ante στρατηγικώς ] om. 24 αλλοι] έτεροι πλείστα παρά Γιζερίγου φασί λαβείν λαβείν πλείστα φασί παρά γιζερίγου 26 ναυαρχίδα στρατηγίδα 30 όλίνων] δλίγον.

254, 2 νηπία πάνυ] πάνυ νηπία 3 μη προσήκοντα

τῆ βασιλεία] τῆ βασιλεία μὴ προσήκοντα 9 θυγατριδοῦν] θυγατριδὴν recte 14 τὴν νέαν [Ρώμην] κωνσταντινούπολιν. Et ad marg. inscr. litt. rubr. περὶ τῆς τιμίας δοθῆτος: — 18 προέστη τῆς ἐκκλησίας] τῆς ἐκκλησίαν ἰθύν. τὴν ἐκκλησίαν] τὴν ἐκκλησίαν ἰθύν. ad marg. litt. rubr. τελευτὴ λέοντος τοῦ μεγάλου: — 27 δεῖ] δὴ 29 post cap. inscr. litt. rubr. βασιλεία λέοντος τοῦ μικροῦ: — 32 αὐτοῦ] ἑαυτοῦ.

255, 1 post διάδημα inscr. litt. ruhr. βασιλεία ζήνωνος:
— 13 post δμογενεῖς inscr. litt. ruhr. βασιλεία βασιλίσκου:
— 14 δ Βασιλίσκος δ' έλθων] καὶ ὁ βασιλίσκος ἐν τῷ κάμπω 21 Χαλχηδ.] χαλκηδ., et sic semper 28 παρά] παρὰ 29 ὁ δὲ κατὰ ζήνωνος ἔπεμψε σὺν δυνάμεσιν Ἰλλον] ἔπεμψε δὲ κατὰ ζήνωνος μετὰ δυνάμεως ἴλλον 31 ἀπελθόντες] ἐπελθόντες.

256, 9 ὑποσχέσει] καὶ ὑποσχέσει 12 Κωνσταντίνου] κωνσταντινούπολιν (πολιν in marg. add. ead. m. et corr. acc. super ι) 14 προσπέφευγεν post παίδων] transponit ante μετὰ 20 δὲ] δὲ καὶ 21 ἐπὶ δύο τυραννήσας ἐνιαυτοὺς, εἴτε ὡς εἴρηται εἴτε πως ἄλλως] εἴτε ὡς εἴρηται εἴτ ἄλλως, ἐπὶ δύο τυραννήσας ἐνιαυτοὺς 24 γέγονε] ἐγένετο 25 τούτοις προσεχή] προσεχή τούτοις. 257, 23 τῶν περιφανῶν ἀνδρῶν] ἄνδρας τῶν περιφαν

νῶν 24 ἀπέκλεινε] ἀπέκλινε 26 αὐτοῦ] τούτου 32 ἐμβληθῆναι] ἐντεθῆναι.

258, 2 αὐτῷ] αὐτῷ 3 αὐτοῦ post ἐπιστρεφομένου] om. 4 ἐκεῖνον ἐκεῖσε] ἐκεῖσε 8 συγγουρούσης] συγχωρούσης 11 post cap. signum rubrum  $\odot$  et in marg. item rubrum  $\bigcirc$  βασιλεία ἀναστασίου τοῦ δικόρου 16 ἐκείνου] τούτου 18 εἶχε τὰς κόρας] τὰς κόρας εἶχε 22 ἐκκλησιαστικῶν] τῆς ἐκκλησίας 24 ὀρθοδόξοις] ὀρθοδοξοῦσι 28 μετήλλαξε 30 ὁ Εὐφήμιος] om. 30 τὸ ante τοῦ] om. 32 κακῶς] ληστρικῶς.

259, 1 ἀντενέγραφε] ἀντενέγραψε 2 καθαψαμένου διὰ γρ.] καθαψαμένοι διαγρ.: sic notatum 24 ἐκάστου μὲν ἀνθρώπου] ἀνων μὲν ἐκάστου 26 ὁμοίως δὲ καὶ ὑπερ κυνός] οπ. 27 κάντεῦθεν] διὰ ταῦτα.

260, 5 σωτήφος χριστού] σωτήφος 7 ἐκάκωσε καί] om. 17 ὑπερωρίσθη] περιωρίσθη 22 ληίζεται] ἐληΐ-

σατο 24 Θεοδέριχος] θευδέριχος, item 261, 1. 261, 5 καὶ τὸ] τὸ 14 ἐπάρχου] ὑπάρχου 16 ἤν-θει καὶ] ἤνθει 17 ἐν τούτοις περιβοήτου Αρχιμήθους] περιβοήτου εν τούτοις άρχιμήδου 19 πολεμίων] εναντίων 20 πυροφόρα] πυρφόρα 21 εκ τοῦ τείχους ταῦτα] ταῦτα εκ τοῦ τείχους ἀπαιωρῆσαι τῶν πολεμίων νεών κατέναντι] των πολεμίων νεών ἀπαιωρήσαι κατέναντι 22 τούτοις τούτοις δε 23 ήλιακῶν τοῦ ήλίου 30 του λογοθέτην καί του έπαρχου είς την εκκλησίαν] είς την εκκλησίαν του λογοθέτην τε καὶ τον έπαρχον.

262, 7 οἴκων ἐπηλθε] οἰκιτών ἐπηλθον " κατηρείπωσαν] τὰς μὲν καθηρήκασι αὐτοῖς] αὐταῖς οίκουντα οντα 16 Ευλοκέρκου ξηροκέρκου 21 φύ-

λαρχος στλαρχος et ad marg. inscr. litt. rubr. π άλαμουν (η. ξέν 23 οικείαν αίζεσιν μεθελκύσαι ιδίαν αίζεσιν έλκύσαι

27 πυρίου Χριστού ] πυρίου.

263, 1 ύπεκοίνατο τον λυπούμενον] λυπείσθαι ύπεκοίθη 3 έφη έκεινος] έκεινος έφη 8 συγκραθείσα και συγχυ-θείσα] συγκραθείσα 23 την ζωήν καταλύσαντος] τελευτήσαντος της έκκλησίας ] om. 25 ίστόρηταί γε μην] λέγεται δε 30 ίσταται Γίστασθαι.

264, 5 κατηνάλωντο κατηνάλωνται 9 νηὸς ἐκείνης γαλκής νηὸς έκείνης 10 αὐτή ταύτη προσηρμόσθησαν] συνηρμόσθησαν 13 εί τοῦτο] ακριβῶς εἶ τοῦτο ὡς ἀληθῶς 15 νηῶν] νεῶν ἔτυχον τότε] έτι ήσαν 20 άνεκαίνησαν] άνεκαίνισαν αὐτοῦ ὁ βασιλεὺς] αὐτοῦ 23 Ἰουστινιανὸν τοὺς μετά ταῦτα αὐταρχήσαντας] ἰουστινιανὸν 29 αὖθις] αὖθις δὲ 30 ἐκείνος ] Άναστάσιος.

265, 1 neconsmoder.] neconsmod. 4 note not expnγυυμένων] καταρηγυομένων 6 έκ διαίτης είς δίαιταν] είς διαίταν έπ διαίτης 11 τούτου] τούτοις 16 λεγόμενον τείχος τείχος ούτω λεγόμενον καὶ 18 τῶν Μυσῶν η Βουλγάρων] των τε μυσων ήτοι βουλγάρων 25 αὐτὸς] καὶ αὐτὸς 28 μέχρι ταγματαρχίας ἐφθακώς] φθάσας μέχρι ταγματαρχίας 28 Κώμης] πόμης 30 γενομένης] προτεθείσης 31 έδύνατο] δεδύνητο.

266, 2 Ελονται Duc.] Ελωνται 3 post προεμνηστεύσατο est inscr. litt. rubr. ὅπως λουστῖνος ὁ θράξ εἰς τὴν βωσιλείαν ἀνήχθη περιωπὴν: — 5 ad marg. litt. rubr. inscr. ὅτι ἀνηρέθη ὁ ἀμάντιος 10 ὅτε] ὅτε ὁ 14 κατέρραξεν] κατήρραξεν. V. ad p. 194, 20 ἀνήλωσεν] ἀνάλωσεν 18 ad marg. inscr. litt. rubr. ὅτι τὴν ἐν χαλκηδόνι σύνοδον ἐκύρωσεν: — 22 Λουπικίαν] λουπίαν ἀνηγόρευσεν Αὐγούσταν] invertit 26 μέγα] μίγάτι.

267, 7 μηνιόντων] μηνϊώντων 9 τοῦ Ἰουστινιανοῦ] ἰουστινιανοῦ 20 κατὰ] κατὰ τῶν 26 τὸν] τὸν
τῶν 30 Κουάδης — ἤρετο τὸν ρῆγα] κουάδης τὸν ρῆγα

— ἥρετο. 968

268, 21 'Ανάβαρζος η 'Ανάβαρζα] ανάζαρβος η ανάζαρβα 27 εν αὐτοῖς οἰκοῦντας] αὐτης ενοικοῦντας 29 καταποντίσαντος] καταποντήσαντος 31 εγκεκολαμ-

μένοις] έγκεκολασμένοις.

269, 2 κατεπτώθη] κατεπόθη 4 ἀπώλοντο] ἀπωλοφύροντο 8 ές πήχην] είς πήχυν 9 ὤμους] ὤμους τε 11 φωνήν τῶν τε] φωνήν καὶ τῶν 23 ἤτουν] ἤτοῦντο 28 δὲ] καὶ δὲ 29 ad marg. inscr. litt. rubr. ὅτι νοσῶν ἰουστῖνος ἔστεψε βασιλέα τὸν ἰουστινιανόν: —

270; 1 εὐφημηθείς] εὐφημισθείς 5 ἐπέλιπε τὸ βιώσιμον] ἐπέλιπεν ἡ ζωὴ 6 ἔτη] δὲ ἔτι ἡμέρας εἴκοσι] ἡμέραις εἴκοσιν καὶ ὁ μὲν εὐσεβῶς βασιλεύσας ἀπῆλθεν] addit 11 ὁ βασιλεὺς οὖτος] οὖτος ὁ βασιλεὺς 13 διαβολὰς] διαβολὴν 18 αὐτοῦ] ἐαυτοῦ 22 οὐκ] οὐχ 31 βιοῦντες ἢ ἀσελγῶς] βιοῦντες.

271, 5 ἀπτίνας ἀφιείς] ἀπτίνας ἴείς 6 φαίνων διήςπεσεν εἴποσιν] εἴποσι φαίνων διήςπεσεν 8 έωαν ἐπ τῶν πολεμίων] ἐωάν πατέτρεχον] πατέτρυχον 15 ad marg. litt rubr. περὶ τῆς γενομένης στάσεως τῶν δήμων:—

31 θείφ έμπαροινουμένφ] θείφ.

272, 2 βάλλοντες] βάλλουσαι 12 δ βασιλεύς] βασιλεύς 15 εἰς εἰρητην χρηματίζουσα] εἰρητην χρηματίζουσαν 16 τὸ] τοῦ 19 ετέρως] om. 21 εβου-

λεύετο] βεβούλευτο 25 γένωνται] γέγονε 29 δε καί]

δέ γε.

٤

あるこれの教育を選出しておりのがいったのでは、他代の教育の名の教育の教育を持ちます。またのでは、他のない、別と教育のになり、これのでは、世界のなりの教育を見なけれ

273, 8 οι προποιτούντες] τῶν πρατούντων addit 11 τὸ μὲν] τῶν μὲν τοῦτο 21 οὐσίαι] περιουσίαι, ut 17, recte 24 ὁ αὐτοκράτως] ὁ 25 ad marg. inscr. litt. rubr. περί τῆς ἀνοιποδομῆς τῆς μεγάλης ἐππλησίας 29 τὸν ίερὸν τοῦτον δόμον ὁ βασιλεὺς ἐπεῖνος ἐδείματο] τοῦ ίεροῦ τούτου δόμου τῆς δομήσεως ὁ βασιλεὺς ἐπεῖνος ἀπήρξατο 31 ἐτέρους πλείονας] ἐτέρων πλειόνων.

274, 1 αὐτοῖς] αὐταῖς 2 τεχνῶν καὶ ἐπιστημῶν] τεχνῶν 6 ad marg, inscr. litt. rubr. περὶ τοῦ αὐγουστίω-

νος 9 ανεστήλωσεν] ανεστείλωσεν ἔνθα] ἔνθαπερ

11 παρὰ] π, i. e. non περὶ, sed παρὰ 12 σταθμὸν] σταθμῶν 16 μολύβδου] μολίβδου 28 τίς μὲν τῶν παρόντων] τίς μὲν 29 τίς] ποία 31 ἐκάστου] ἐκάστου.

275, 8 πολάζει] πολάζεις 18 οὖτω] οὖτως 19 ἀτηρης] ἀτειρης 21 ή σὲ] παὶ ἡ 26 λειπόμενος] λϊπόμενος 29 ἐλθών] ἐλθόν διαπεραιωθὲν] περαιωθὲν.

276, 2 γοῦν] οὖν 5 Ονώρικος] ὁνόριχος 7 καταναγκάζοντας] καταναγκάζοντος 8 γουνδαμούνδω] γουνδαμούνδω υίω] υίωνω 16 Γιζερίκου Duc.] γιζερίχου 23 κακοήθης μὲν] κακοήθης δεινὸς] δεινότατος 29 ἀντεπέστειλε] ἀνταπέστειλε 30 τυραννιθέντι] τυραννηθέντι 31 τιμωρήσει] βοηθήσει τυραννίσαντα] τυραννήσαντα 32 Βελλισ.] βελισ. semper.

277, 3 απάσαις αὐτὸν ταῖς δυνάμεσιν ἐπιστήσας] ταῖς δυνάμεσιν ἀπάσαις ἐπιστήσας αὐτὸν 6 πλατυκ.] πλατικ. 12 ἡττηθεἰς] τραπεἰς 20 ταγματάρχη] ταγματάρχω: non p. 66, B 21 αἰτοῦντα] ἀξιοῦντα 22 ὅτου γε΄] ὅτου 27 ἐστὶ] ἡν 30 ὅμως ὁ γελίμερ] ὅμως.

278, 10 καὶ αὐτή, ὡς ἤδη καὶ προϊστόρηται] καὶ αὐτή 12 καὶ τιμῆς — ήξίωτο 15 post αὐτοῦ] 12 post βυζάντιον 19 Βελλισάριος ἀρχιστράτηγος] ἀρχιστράτηγος 23 ἐφθακώς] 25 καταβαλεῖν] om. et pergit ἐλεῖν ἑαυτὸν καὶ.

279, 5 κομιζόμενα και θεατοιζόμενα] κομιζόμενα 16 και βίβλοι — 17 πάντοθεν και] om. 18 ποικιλλόμεναι] ποικιλλόμενα 24 Θευδάτος] θεῦδατος, sed 25 θευδάτος 26 της Ρώμης] δώμης μέγαν] μέγα αὐτὸν ὀρθης αὐτὸν 32 η τῶν εἰς τὸν ] η τὸν εἰς.

280, 2 Κωνσταντίνου πωνσταντίνου πολιν (hoc add. postea ead. m.) 9 καί] om. ante την 10 εί γαο έλε-

γεν ] દદે.

281, 1 ad marg. litt. rubr. περί πατριαρχών et περί τής ε συνόδου: — 6 'Απολλινάριος] ἀπολινάριος 7 τοῦ 'Ωριγένους] ώριγένους 18 την 'Ιταλίαν] Ιταλίαν 22 Θευδάτος | θεϋδάτος 27 αλλως | άλλος 29 τω στρατηγώ τω διττω τω διττώ στρατηγώ.

282, 3 φρουρούντες] φρονούντες 5 ή έρις αν ] αν ή έρις 9 πόλεις αὐτης] αὐτης πόλεις 11 ώς καὶ ] ώς 21 ad marg. litt. rubr. τελευτή θευδώρας 27 άγίαν]

παναγή.

283, 2 τοῦ πατριάρχου] πριάρχου 3 ad marg. litt. rubr. περί τοῦ κήτους 7 έγένετο] έγίνετο, et antea πολλοίς pro πολλής 9 διώπου] διώπων 19 τὸ μὲν μῆπος] τὸ μῆπος μὲν 25 ἀνούμενον] ἀνουμένη Ρω-μαίοις] ξωμαίους 29 διηγήσαντο] ἀφηγήσαντο.

284, 8 είς το] ές 10 θερμήναντες] θερμήσαντες 24 αὐτῷ ] αὐτὸ 27 ἐτελεύτησεν ] ἐτελεύτησε δ' Ιουστίνος δε τὸ γένος τυγχάνων Ἰλλυριὸς κουροπαλάτης πρὸ τῆς βασιλείας τετίμητο, καὶ ἡν τὴν φύσιν] ὅς κουροπαλάτης τετίμητο: — Et litt. rubris βασιλεία ϊουστίνου του δευτέρου: - ήν δε ούτος το γένος ελλυριός την φύσιν.

285, 1 δεξιός] περιδέξιος τε] δὲ 8 άγίας] άγίας καὶ 13 πρὸς] πρὸ 14 Σοφιανὰ] σοφιανὰς τὸν τόπον και ταῦτα] ταῦτα και τὸν τόπον 22 δέρχεται Duc.] δέρπεται 24 έγχράφων Duc.] έγγράφων 28 έξηφά-

νησε] έξηφάνισε 29 μη] om.

286, 1 δοθείη δοθη.

287, 10 'Αρεθάν των] ἀρέθαν τὸν 29 ἔφθη ἔφη. 288, 2 ἀπὸ σχολαστικών] ἀποσχολαστικών 3 ἀλλὰ καί] καί 4 ad marg. litt. ruhr. ανάρρησις τιβερίου καί τελευτή δουστίνου: - διεκδικείν έκδικείν 8 φοονείν] φρονών 13 έξέλιπε] ὁ μεν έξέλιπε: — litt. rubr. βασιλεία τιβερίου: - 15 στεφθείς δε ό Τιβέριος ὑπὸ Εὐτυχίου τοῦ πατριάρχου, καὶ τὴν οἰκείαν γαμετὴν 'Αναστασίαν Αὐγούσταν ἀνηγόρευσεν] τῷ δ' ἡ βασιλεία περιελέλειπτο 'στεφθέντι ὑπὸ εὐτυχίου τοῦ πριάρχου 'ἔχων δὲ γαμετὴν ὁ τϊβέριος ἀναστασίαν αὐγούσταν αὐτὴν ὰνηγόρευσεν 19 Κωνσταντίαν] κωνσταντίναν 25 πόλεμον] addit 26 ἡτοίμασε] ἡτοίμαζε 30 ἐπὶ τρία ἔτη] ἐπίτριετία.

289, 3 ἀρχηγὸς ] στρατηγὸς 28 βολαῖς οί Πέρσαι]

βολαίς.

290, 7 ἀθοοίσας δ βασιλεύς] ἀθοοίσας 17 Κωνσταντίνη] πωνσταντίνα 19 Καίσαρας] παίσαρε 21 οἰπεῖον γαμβοον] addit 22 παρόντος] παρουσία 29 post cap. in integra linea inscr. litt. rubr. ③ τελευτή τἴβε-βερίον ⑤ καὶ ἀναγόρευσις τῆς βασιλείας μαυρικίου:—

291, 3 έξήτησε] έζήτησε 2 ών] ον ἄπληστος τε] ἄπληστος τὰ 21 προβαλλόμενος] uno λ 22 ἐπεξελ-

θων] ὑπέξελθων 28 ἐπανιων] ἐπανελθων.

292, 2 δὲ Ῥωμαῖοι] φωμαῖοι δὲ 19 οἶον κακοῦ] οῦ κακοῦ.

293, 1 αὐτοὺς] addit 11 ἐνίων] ἐνὶ τῶν 12 ἐκμηνάντων] ἐκμεινάντων 14 εὐθὺς ἀνηρέθησαν] ἀνηρέθη 17 πρὸς τὸν πατέρα φιλοφρόνως] φιλοφρόνως πρὸς τὸν πρά 20 στελλομένων] στελλόμενον 22 γοῦν] οὖν 25 τοῦ Χοσρόου] χοσρόου 26 ὑποπτεύσας] addit.

294, 8 γένους] ἔθνους 11 ἐπισκυνίων] ἔπισκηνίων ἐγγυθέντος] ἐγγεθέντος 13 λιμω] λοιμῶ et

16 λοιμοῦ pro λιμοῦ.

295, 4 τὰ δεινὰ] δεινὰ 7 ἡ ἀνέσπερος ἀνθρώποις ἐνδημήσει ἡμέρα] τὴν ἀνέσπερον ἡμέραν ἐνδημῆσαι ἀνθρώποις 21 οὐραῖον πρὸς τὸ ἰσχίον ἄνω προβ.] οὐραίω πρὸς τῷ ἰσχύω προβ. 25 ἐκεῖνον] ἐκείνου 27 γράμματα] γράμμα 28 παραινῶν] παραινοῦν 29 τριήρεις] πλοῖα.

296, 4 τῶν οἰκείων] τοις οἰκείοις 9 Ἰωάννης ὁ νηστευτης στευτης καὶ πατριάρχης] πριάρχης ἰωάννης ὁ νηστευτης 12 γοῦν] οὖν 13 τῆς μεγάλης ἐκκλησίας] τῆς ἐκκλησίας τῆς μεγάλης προσήνεγκε] προσήνεγκον 27 κατά τοῦ Χαγάνου μετὰ] κατὰ χαγά | μετὰ ( | ibi linea exit).

297, 9 ἔσπευσεν ἔσπευδεν 10 γοῦν ουν τοσούτου] ούτος, quod scripsi ούτως 15 μέντοι μέν τϊ, unde 16 scripsi δέ τι pro δέ τοι 24 ώς δια τοῦτο καὶ] 25 κατά | κατά τοῦ. ώς

298, 2 προσελήλυθεν] προελήλυθεν 5 τῷ θεῷ] τὸν 10 ตุ๊ะเอ ะโงลเ เอบัเอง] เอบัเอง ตั้งเอ ะโงลเ 16 τοῦ βασιλέως καταβοᾶν] καταβοᾶν τοῦ βασιλέως 18 παρεστάναι] παραστήναι 19 οπη] οποι 20 οδ] οδ καί 26 πρώτον] πρώτα 28 'Ρωμαίων τάγμασιν οίδε Φωκάν στρατιώτην δωμαϊκοίς τάγμασιν οίδε στρατιώτην σωκάν.

299, 2 πρὸς δὲ τοῦτο] πρὸς τοῦτο δὲ 10 κερδήση]

κερδήσοι 20 ύπο] παρά 31 τότε] ὅτε.
300, 6 ἄπιθε] ἄπιθι 10 εὐθεῖαι] εὐθὺς, quod scripsi εὐθεῖς 15 Μαυρικίου ἀπόλυται τοῦ μαυρικίου έξόλληται 26 αὐτῶν] αὐτῆς 30 καὶ ἡ δείξασα λογείη

ώς ἀγαθον ] καὶ ἡ δόξα $^{\nu}$  λαχοῦσα. ώς ἀγαθον ( $\nu$  add. et αχούσα in spatio vacuo et εί supra scr., omnia alia m.).

301, 1 στρατιης στρατιάς 2 τ' om. et pentameter v. 3 in cod. positus ante hexametrum v. 2 6 ημετέροις] αμέτροις, unde scripsi άμετέροις οὐκ ἔτι Ῥώμη οὐ νέα φώμη (ν item alia m. add. in spatio vacuo: sic Haasius) θριημίοις ανέμοις ] θρηϊκίοις ανέμοισιν 24 του Μαυρικίου] μαυρικίου.

302, 5 "Αβαρες] ἄβαροι 9 καὶ ἀφορία] ἀφορία

18 κατά Χριστιανών εν Αντιοχεία εν άντιοχεία κατά χριστιανών 22 ηκρωτηρίασεν έκδιώξας της πόλεως] ήκροτηρίασε και της πόλεως έξεδίωξεν 23 πατριάρχης Θωμας] πατριάρχης 26 την δε θυγατέρα] την θυγατέρα δὲ 29 τῆς Δομνεντίας] δομνεντίας 31 ἀποτμηθῆναι] έκτμηθηναι.

303, 7 μετέπειτα] om. 22 του] om., sed suprascr.

26 Πρίσκου] κρίσπου.

304, 5 ad mara. litt. rubr. αναίρεσις φωκα 10 κατήσχυνε] ήσχυνε ουτω δέ] ουτως 12 ήν κάμινος] κάμινος ήν 15 αδελφοί δε αύτου και οί αδελφοί αύτου καί 19 post cap. inscr. litt. rubr. βασιλεία ήρακλείου: — 305, 9 παΐδε τούτω] παΐδε 24 πρεσβεία στέλλεται]

ποεσβεία 27 ἀρνήσωνται] ἀρνήσαιντο.

306, 7 ο αὐτοκράτως] ἔφθη γὰς 8 βασιλικὴν ἄπασαν] βασιλικὴν 17 τε καὶ] καὶ 19 προϋπαντῶν] προσϋπαντῶν 20 διακείμενος] διατιθέμενος 21 συνήει] συνίει 27 Γρηγορά πατρικίου] πρικίου γρηγορά 30 ἐκ τῆς στρατείας] τῆς ἐκστρατείας.

307, 7 ποιήσεις] ποιήσης 19 απήγαγον] ήγαγον

29 Σαρβάρω σαβάρω.

308, 4 δ Bώνος ] βῶνος ] 6 ἀποδημῶν δ ἡράκλειος ] addit ] 10 περιλειφθ. ] περιληφθ., item ] 11 ές ] είς ] 17 ἄγοντες ] ἄγοντας ] 21 ἐκείνω τῷ ] om.

309, 6 πολλούς ετέρους] πολλούς σατράπας καὶ χιλιάρχους] σατράπας 15 του] των 18 Μερδασῶν]

μερδασάν 19 έπιτίθεται] υποτίθεται

310, 10 ad marg. inscr. litt. rubr. ὅπως ὁ ἡράκλειος εἰς τὴν τῶν μονοθελητῶν αῖρεσιν ἐξεκϋλίσθη 16 φύσεις ἡνωμένας] ἀσυγχύτως] ἀσυγχύτους.

- 311, 3 τότε τοὺς] τοὺς 4 ad marg. litt. rubr. περὶ τῆς γενομένης συνόδου παρὰ τοῦ ἰεροῦ σωφρονίου: 17 περοίδος] τῆς περοίδος 21 γυναικὶ ὁμοφύλω] γυναικὶ ἐθήτευεν] ἐθύτευεν 24 προσβαλόντος] προβαλόντος.
- 312, 15 αὐτὸν] ξαυτὸν 19 τήν τε] τὴν 21 χώρας] χωρῶν 23 κατατρέχον] κατατρέχων 27 ἔτρω] ἤτρω 30 θνήσκει γοῦν ὁ βασιλεὺς οὖτος τριακοστὸν ἐφ΄ ἐνὶ χρόνον ἀνύων ἐπὶ τῆ βασιλεία Ῥωμαίων. μεταβαίνει δὲ ἡ αὐταρχία] θνήσκει οὖν ὁ βασιλεὺς οὖτος κατὰ τὸ (sic) τριακοστὸν πρῶτον χρόνον τῆς βασιλείας αὐτοῦ καὶ μεταβαίνει ἡ αὐταρχία. Ad marg. inscr. litt. rubr. τελευτὴ ἡρακλείου. et ad seq. lineam βασιλεία κωνσταντίνου τοῦ υίοῦ αὐτοῦ.
- 313, 11 μαρτίνα] μαρτίνα et ad marg. inscr. litt. rubr. βασιλεία μαρτίνης καὶ ἡρακλωνᾶ: 18 καταψηφίζεται. ἀρξάντων... καὶ καταψηφίζεται καὶ 21 post cap. inscr. litt. rubr. βασιλεία κώνσταντος τοῦ ἐγγόνου ἡρακλείου. ὑς καὶ μονοθελήτης ἡν: 22 τοῦ Κωνστ.] κωνστ. παρὰ τῆς συγκλήτου καθίζεται] καθίζεται παρὰ τῆς συγκλήτου 24 δὲ περὶ τὴν πίστιν] δὲ 28 ἐπρέσβευσεν] ἐδόξασεν

29 καὶ θειότατον τὸν μέγιστον] τὸν θειότατον 30 ἄμφω]

και αμφω απηνέστατα] om.

314, 3 τὰ τῶν] τὰ Τ΄ Ρωμαίοις] ξωμαίων ὑποφόεων] ὑποφόρους 9 Μαβίας] μαυΐας, et postea πολεμιστηρίας πλείστας νῆας] πολεμιστηρίους νῆας πλείστας 14 γοῦν] οὖν.

315, 4 Κώνσταντος] κώνστα 11 τῆς βασιλείας τοῦ Κώνσταντος ἔτει] ἔτει τῆς βασιλείας τοῦ κώνσταντος 12 Ιστόρηται] εἴρηται 15 μετατεθῆναι] μεταθῆναι

24 καὶ ἐπὶ] ἐπὶ 31 τὰς Duc. | τὰ.

316, 18 τὸ στρατιωτικὸν τὸ μετ'] τὸ μετ' αὐτοῦ στρατιωτικὸν 19 ο πρεσβ.] πρεσβ. Et ad marg. inscr. litt. rubr. βασιλεία κωνσταντίνος ὁ πωγωνάτος: — 28 αὐτοῦ]

αὐτῷ 31 εἶχεν ἐπανήκων] ἔχων ἐπανήγε (sic).

317, 5 χρεών ήμας] ήμας χρεών 11 είς τὰ ξαυτών ύπενόστησαν] ύπενόστησαν είς τὰ ξαυτών 14 πεζοί] πεζη πλωιζόμενοι] πλοϊζόμενοι (et sic semper) 15 βαρεῖ | βαρεῖ καὶ 19 στόλω δὲ καὶ δ Κωνσταντῖνος δ βασιλεὺς | στόλω δὲ ὁ βασιλεὺς κωνσταντῖνος 21 μέσμι Duc.] μέχρι 27 πάλιν] αὐθις 28 ἐνόρμισαν] ἐνώρμησαν τοῦτο] addit.

318, 2 έλθόντος πρός τὸ βασίλειον ἄστυ] έλθόντος 6 τοῖς ἐκ τούτων διασωθεῖσι] αὐτῷ 31 τὸ] τὴν 32

κατά] om.

319, 5 βασιλεύς] ό 8 ad marg. litt. rubr. περί της 5 συνόδου 12 δὲ] γὰρ 16 καὶ πιστεύεσθαι om. Duc.] addit 19 Θεοδώρου — ἐπισκόπου, Κύρου ᾿Αλεξανδρείας] om. 23 πολυχρονίου] χρονίου 27 κατὰ ante θάλασσαν] om.

320, 19 γη τη 25 ad marg. litt. rubr. τελευτή παγωνάτου 28 post cap. inscr. litt. rubr. βασιλεία ἰουστινιανοῦ τοῦ μετὰ ταὺτα την δίνα τμηθέντος:—

31 Μαρδαϊται καλούμενοι] μαρδαϊται.

321, 6 πρὸς Ἰουστινιανὸν πυρωθήναι] προσπυρωθήναι 15 τὴν] οm. 21 Σπλαβιπῶν] σθλαβιπῶν 28 εἰληφῶς] ἐσχηπῶς 31 ἔτερον] addit τῶν τοῦ] τὸν τοῦ.

322, 5 επιμαρτυρουμένων επιμαρτυρομένων πεγιουσίου επείνου] περιούσιου 14 δειλίας] om. 21 Σκλαβικῶν] σθλαβικῶν 22 καὶ πάντες ἐκεῖ ξίφεσι συγκοπέντες ἐρρίφησαν εἰς τὴν θάλασσαν] post προσέταξε οm. 26 τῶν] τὸν καλούμενος] λεγόμενος Ἰουστινιανός] ἰουστινιάνειος.

323, 13 επενενηγμ.] επενηνεγμ. 22 επιχείρησον]

έπιγείοισον 27 συνεισοεόντων] συνεισουέντων.

324, 8 ad marg. litt. rubr. βασιλεία λεοντίου 28 δ'] δι' 32 δυσφημήσαι μέν] δυσφημήσαι.

325, 4 προσώρμησεν] προσώρμισεν΄ 6 ἐπαρχιωτῶν] ἐπαρχεωτῶν 8 φρικῶν Duc.] φρικτῶν 16 post cap. inscr. litt. rubr. βασιλεία ἀψιμάρου: — 19 προβαλλόμενος] προβαλόμενος 20 τοῖς ξω Duc.] ξω τοῖς 22 σφόδρα πολλοὺς] πολλοὺς σφόδρα 30 δ τῶν ᾿Αγαρηνῶν ἡγεμονεύων τότε] δ 30 μωάμεθ] μοάμεδ.

326, 3 τοὺς μέν] τοὺς 8 ἔξώρισεν ὁ ᾿Αψίμαρος] ἔξώρισεν. Ad marg. inscr. litt. rubr. περί ἰουστινιανοῦ ὅτι ἔλαβεν εἰς γυναῖκα τὴν ἀδελφὴν τοῦ χαγάνου 10 Χα-

ζάρων χαζάρω.

327, 1 παρασχών] παρασχεῖν, quod malis v. 2 5 βαρείας] om. 13 ξπτὰ βασιλεύσας ἐνιαυτούς. οὕτω μὲν ὁ
Ἰουστινιανὸς ἐαυτῷ τὴν βασιλείαν ἐπανεσώσατο, ταύτης τὸ
δεύτερον 'Ρινότμητος ἐπιβὰς] om. 14 μὲν οὖν] δὲ. Εt
ad marg. litt. rubr. τοῦ ξινοτμήτου ἰουστινιανοῦ · βασιλεία
τὸ δεύτερον: — 24 Κυνηγεσίω] πυνηγίω 25 προσέταξεν] ἐπτὰ τοῦ ἀψιμάρου ἐνιαυτοὺς βασιλεύσαντος addit
29 εἰς τὴν] addit 32 τοὺς μὲν] καὶ τοὺς μὲν.

328, 30 αὐτὸν τοὺς περισωθέντας αὐτὸν.

329, 8 περιοισθηναι] περιορισθηναι (id quod etiam C. B. Hasii manu in marg. edit. scriptum) 28 εὐπλοήσαντος] εὐπλοΐσαντος 31 τοῦ Ἰουστινιανοῦ] ἰουστινιανοῦ.

330, 13 post cap. inscr. litt. rubr. βασιλεία φιλιππικού του καί βαρδάνη: — 27 χρώμενος] χρησάμενος 32 ἀσυνετώτερος.

331, 4 τὰ μέχοι] μέχοι 6 ἀπενόστησαν] ὑπενόστησαν 11 λουτρῷ] λοετρῷ 15 κατασχεσθείς (quod male reliquit typotheta)] κατασχεθείς τυφλοῦνται] τυφλοῦται 21 post cap. inscr. litt. rubr. βασιλεία ἀρτεμίου τοῦ

καὶ ἀναστασίου: — 24 καταπαύσας] κατασπάσας 30

προσώρμησαν] προσώρμϊσαν.

332, 1 'Ρόδον κατάραι] κατάραι δόδον 14 τοῦ] om. 16 'Ατραμυττίω] ἀτραμυτίω 22 διὰ θαλάσσης] θαλάσσης 31 μοναχικὸν ἀμφιασάμενος] μοναδικὸν μεταμφια-

σάμενος.

333, 5 post cap. inscr. litt. rubr. βασιλεία θεοδοσίου τοῦ ἀτραμυτηνοῦ: — ὁ βασιλεὺς δὲ Θεοδόσιος, ὸς ᾿Ατραμυτηνοῦ ἐπωνόμαστο, ἀνὴρ ἤθους μὲν χρηστοῦ καὶ βίου σεμνοῦ, ἀπράγμων δ΄ ἄλλως] ἦν δὲ θεοδόσιος ἤθους μὲν χρηστοῦ καὶ βίου σεμνοῦ. ἀπράγμων δ΄ ἀνὴρ 7 διοίκησιν τε καὶ μεταχείρησιν] διοίκησιν σφόδρα γε] σφόδρα 16 ὁ δὲ Θεοδόσιος] ὁ θεοδόσιος δὲ Post cap. inscr. litt. rubr. βασιλεία λέοντος τοῦ ἰσαύρου τοῦ καὶ κόνωνος: — 21 ἐντεῦθεν ὁ Δέων] λέων δὲ 31 ἢ ᾿Αλβανούς ὁ οῦτω γὰρ τοῖς παλαιοῖς ὀνομάζονται · ἔσταλτο δὲ post ᾿Αλανούς] om.

334, 14 παρὰ τοῖς 'Αβασγοῖς] παρ' ἀὐτοῖς 21 ἐτρέοντο] ἐστρέφοντο 24 βουλησομένους] βουλησομένου.

φοντο] ἐστρέφοντο 24 βουλησομένους] βουλησομένου. 335, 11 οί] εἰς 19 οῦς ᾿Αλβανοὺς ὁ Ποοκόπιος γράφει] addit 29 τοῦ Θεοδοσίου] Θεοδοσίου ἀκατάληπτος βασιλεύσας δὲ οὕτω] ἀκατάληπτος αὐτίκα] καὶ αὐτίκα.

336, 8 μεν αὐτὸς] αὐτὸς μεν 10 Σολυμᾶς] σολίμας 22 νόσος] καὶ νόσος 32 ος καὶ τινας εἰς ἀρχὰς γνώμη τοῦ Σεργίου] ος γνώμη τοῦ σεργίου καὶ τινας εἰς ἀρχὰς.

337, 4 χαρτουλλάριον] χαλτουλάριον 8 έγχειρίσας] έγχειρήσας 18 έπίκοον] έπήκοον 19 έτίμησαν καὶ εὐφήμησαν] εὐφήμησαν δέ γε] δὲ 25 Καλαβρίας] καλαυρίας 31 μόνον] μόνων.

338, 10 ήρημένοις ] εἰρημένοις 12 ὄντι] τυγχάνοντι 22 συνομοτών ] ad hoc tacet Haasius 31  $\pi$ α-

τηρ ανήρ.

339, 5 είμὶ καὶ οὐχ ἔτεφος] είμι 14 ἄφχων ἄφτι γέγονε τις] ἄφτι γέγονεν ἀφχηγός. Et ad marg. inscr. litt. rubr. ὅθεν ὁ λέων εἰς τὴν τοιαύτην ἀσέβειαν πφοήχθη: — 20 ἐπτυπώματα] τὰ ἐπτυπώματα 21 ἐμέλλησεν] ἡμέλη-

σεν 26 τοὺς λοιποὺς] τοὺς ἀπάτης αὐτοὺς] αὐτοὺς 28 ἐντεῦθεν] ἐκεῖθεν.

340, 16 λαμπρον] λαμπρών 27 ετόλμησε] είργάσστο, quod ex praecedenti ἀπειργάσατο natum videri potest.

341, 5 οι βασιλεύοντες — πεποίηντο] ο βασιλεύων — πεποίητο 9 είκόνων] addit 14 τὰ σωτήρια] τὰ σπίιτήμ πῆ (sic, in spacio vacuo add. al. m. quae sunt inter τὰ σ vel fort. τὰ σο et πῆ) Sic Haasius, nisi quod in κ littera est macula, et ubi μ posui est aliquid huic litterae simile, sed quod etiam ρι esse potest, et supra illud lineola — et super eam aliquid litterae λ simile, quod etiam α videri potest.] αὐτοῦ ἀσέβειαν α τοτε (Ρώμης) ξώμης τότε 32 ad seqq. in marg. alia manu litteris κιονηδὸν positis ascriptum: ὅ

Post σπεισάμενος om. όθεν αὐτοῖς ἀφορμή γέ- ο

γονε τοῦ κυριεῦσαι τῆς Ῥώμης.

342, 3 συγγραψάμενος] συνταξάμενος 9 τοὺς ὅ Φράγγους] τούτους 11 Ῥωμαίοις καὶ τοῖς Φράγ- τι γοις] καὶ ὁωμαίοις καὶ φράγγοις 16 βασιλείω οί γραφη τοῦτο δεηθέντων] δεηθέντων 17 ἠναν- ὁω τιῶσθαι] ἐναντιοῦσθαι 20 τε τὴν Φωκαέων] μαῖοι τὲ τῶν φωκαέων 28 διὰ γραμμάτων σπεύσας] εἰσὶν σπεύσας διὰ γραμμάτων. οί φρά

343, 6 παρ'] ἐν 9 τὴν θυγατέρα] θυγα- γγοι. τέρα 11 συνυπήχθη] συνυπείχθη 21 οὖν] γοῦν 24 ἡμεῖς 28 βασιλεῖ] βασιλικῷ ταμείω.

344, 2 ad marg. litt. rubr. τελευτή λέοντος 4 ad marg. inscr. litt. rubr. αὐταρχία κωνσταντίνου τοῦ κοπρωνύμου 5 υίὸς, ὃς ὑπερβάλλεσθαι τὸν πατέμα πολλῷ τῷ μέσῷ πρὸς κακίαν ἐφιλονείκησεν] υίὸς 10 μονοειδείς] μονοειδής 21 τῆς γερουσίας καὶ οἱ τοῦ δήμου] τοῦ δήμου καὶ οἱ τῆς γερουσίας 29 Δακηνὸν] λαγκηνὸν Σισιννάκιον] σισινάκιον 30 ὑποσχέσεσιν ἔπεισεν] ὑποσχέσεσι πέπεικεν.

345, 14 σεβασμίους] σεβασμίας et ad marg. inscr. litt. τ rubr. βασί τοῦ πουφοπαλα ἀφταβάσδου: — 18 ἐπ τῆς Μαφίας γεννηθείς] γεννηθείς ἐπ τῆς μ. 19 δὲ] οὖν

25 ἐπεμέλητο] ἐπεμέλετο 31 πόλει βαβαὶ τῶν ἀνιχνιάστων θεοῦ] πόλει.

346, Ι τοῦ] οπ. 3 και τῶν συμμαχησάντων αὐτῷ] τῶν δὲ τῷ ἀρταβάσδω συμμαχησάντων 10 οι πολέμιοι καὶ] οι 20 ώμοφόριον] ὡμοφόρον 29 τὴν Παλαιστίνην] παλαιστίνην.

347, 10 Meditiv $\tilde{\eta}_S$ ]  $\mu$ edit $\eta$ v $\tilde{\eta}_S$  16  $\chi$ 0 $\acute{o}$ voi $_S$ ]  $\chi$ 0 $\acute{o}$ -

νους 24 ναον της θεοτόκου] της θκού ναόν.

348, 10 μόνων] μόνον 16 μεταχείοισιν] μεταχείοησιν 17 δε] om. 27 τύραννος] βασιλεύς.

349, 15 συμπιληθείσης τε] συμπιληθείσης 25 καὶ οὐδὲν ἠοείπωντο] ἡοίπωντο 28 παραλίοις καράλοις [32 in marg. pro B scr. P. II, 110, et 12 pro hoc ipso B].

350,  $\bar{1}$  πλησιάζουσαι τούτοις] τούτοις πλεϊσται 2 του] τούτου 13 έγω οὕτω] οὕτω 19 μάρτυς] 6 μάρτυς 22 παραδόντων] παραδϊδόντων 24 περι-

βοήτους] διαβοήτους.

351, 22 γενομένης] ἀγομένης 24 ταῖς] ἐν ταῖς 25 τινας] τινα 28 βουλευομένους διώλεσε] βουλευομένους 29 μέν τοι] μὲν 30 ἐπτεμῶν] ἐξέτεμε καὶ πεθγραπτοῖς ὁρίοις συγκλείσας αὐτούς] περιγραπτοὺς αὐτοὺς ὁρίοις συνέκλεισεν.

352, 1 Κωνσταντῖνον πατριάρχην  $\overline{n}$  πριάρχην τὸν κωνσταντῖνον 6 γενομένων $\overline{n}$  γεγονότων 7 προεβάλλετο $\overline{n}$  προεβάλετο 9 οὐδ' $\overline{n}$  καὶ σχεδὸν οὐδ' $\overline{n}$  14 ἐκέλευσε $\overline{n}$  ἐκέλευκε 25 αὐτῷ δοκεῖ  $\overline{n}$  δοκεῖ αὐτῷ 28 καλῶς $\overline{n}$  καὶ 30 κυνηγέσιον $\overline{n}$  χυνήγιον.

353, 13 ἐπεμβαλεῖν] ἀμβαλεῖν (sic) 14 καὶ οί] οί 15 πέμψαντες πρὸς αὐτον] addit 16 ἐπρεσβεύσαντο] ἔἤτησαν 22 ὡς] ὅτι 25 ληισάμενοι] ληϊσόμενοι καπείνος ἔτοιμος] ἔτοιμος.

354, 1 ταῦτα μεμηνῦσθαι] μεμηνῦσθαι 17 μηδέν τι] μηθέν 21 εἰς τὸ λεγόμενον ἐφθακῶς] φθάσας εἰς τὸ 31 ζώντων Χριστοῦ δούλων] ζώντων θείους τοῦ χῦ 32 ἄλλως εὐαρεστήσαντας τῷ θεῷ] ἄλλους αὐτῷ εὐαρεστήσαντας.

355, 8 πυρίκαυστον] πυρίκαστον 13 ἀφελέσθαι λαθραίως] ἀφελέσθαι 15 ἀλητηρίου] άλϊτηρίου 17 τὸ σῶμα λέγει] λέγει τὸ σῶμα 20 κατατεθεῖναι] κατατεθηναι καὶ τοῦ υίοῦ αὐτῆς] καὶ 25 μησὶ τρισί] μησὶ τῶτ 27 post cap. inscr. litt. rubr. βασιλεία λέοντος τοῦ υίοῦ κοπρωνύμου: — 31 τινας] τινα.

356, 8 βούλοιντο] βούλονται 12 στρατεύματος μόνον] στρατεύματος 25 τοῦ παλατίου ὁ λέων] τοῦ παλατίου 28 ωμότατα] ωμότατά τε.

357, 2 τῷ θεῷ] addit 5 ἐπεξήγαγε υπεξήγαγε 6 ad marg. inscr. litt. rubr. βασιλεία πωνσταντίνου παὶ

ελοήνης.

- 358, 3 ὄψεις] ὄψει 8 ἵνα μὴ διὰ τὴν ἀγχιστείαν τὴν τῶν Φράγγων δύναμιν ὁ υίὸς αὐτῆς περιβέβληται] Γνα μὴ δύναμιν ὁ υίὸς αὐτῆς περιβάληται τὴν τῶν φράγγων διὰ τὴν ἀγχιστείαν 10 θέματος ὁρμᾶσθαι] θέματος 32 τὴν γυναῖκα καὶ τοὺς παῖδας μαστίξασα ἐκείνου] τοὺς παῖδας καὶ τὴν ἐκείνου γυναῖκα μαστίξασα.
- 359, 3 ἐπιστήσασα] ἐπιστήσας 7 δς Duc.] ώς 19 αλτιωμένη] αλτιώμενοι.
- 360, 1 καταφεύγω] κατέφυγον 12 προχείρησιν] προχείρισιν 23 σέβεσθαι] σεβάζεσθαι 26 τόμω τῆ 
  [ερῷ συνόδω τὰ δόξαντα] τό<sup>τε</sup> μὲν τὰ τῆ [ερῷ συνόδω δόξαντα 31 αὐτίκα] καὶ.
- 361, 1 ἀνεστήλοντο Duc.] ἀνεστήλωντο 5 νεανίας] νεανίαν ἡργμένος] είργμένος 8 πατρίπιον] τὸν πρίπιον 10 τῶν] τῶν τε 20 προϊέναι καὶ δημοσιεύειν] προϊέναι 22 αὐτῆς] ἐπείνης 25 ἀνηγορευόμενον Duc.] ad hoc tacet Haasius. ἀνηγορευμένον Wolfius et ego. ἀναγορευόμενον Monac.
- 362, 9 εlς] καὶ εlς 14 τῶν ἐξηγήσεων] τῆς ἐξηγήσεως <math>23 ἤθη] ἤθη τὰ 31 γὰρ αὐτὸν] γὰρ.
- 363, 1 βασιλεύειν] βασιλεύσαι 10 έβουλεύσαντο] έβουλεύοντο 14 τε καὶ τε καὶ ὁ 26 ἄμφω ἀμφοῖν 27 εἶτα καὶ αὐτὸς ὁ κρατῶν] εἶτα ὁ κρατῶν αὐτὸς 30 δήμευσιν] δημεύσει τὸ ἐπιτίμιον ἔταξε] ἐπιτετίμηκε

31 αὐτῶν] τῆς εἰς τὴν] ές 32 καταστίξας] κατα-

στίπτους ποιήσας.

364, 3 νήσοις ἄλλαις] ἐν ἄλλαις νήσοις 4 οὖτος ὁ] ὁ 7 αὐτὴν πάλιν] αὐτὴν 8 πᾶσα διοίκησις] διοίκησις 13 κουβικουλαρίαν] κουβικουλαρέαν 15 εἶτα] καὶ 18 τούτου] τούτων 21 ἐπέστειλεν] ἀπέστειλε 28 στρατεύμασιν ἀποδειλ.] ἀποδειλ. στρατεύμασι.

365, 20 ὑπερτεθειμένης] ὑπερτιθεμένης 22 τὸν βασιλέα ἐν τῷ παλατίω] ἐν τῷ παλατίω τὸν βασιλέα. Et ad marg. litt. rubr. ὅτι ἐτυφλώθη ὁ βασιλεὺς κωνσταντῖνος ἐἰδήσει καὶ τῆς αὐτοῦ μητρός: — 25 ἀλλ²] ἀλλὰ καὶ 32 ἔξορώρυκτο] ἔξωρώρυκτο.

366, 11 ἀνδοὸς καὶ ἔξωθεν τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ ἐλυμήνατο] ἀνδοὸς αὐτον κατωκτείραντες καὶ ἔξωθεν ἐλυμήναντο τοῖς αὐτοῦ ὀφθαλμοῖς 18 παρὰ] ὑπὸ 24

ἐκείνφ] addit.

367, 3 προσφυγείν] προσελθείν 4 ε $l_{5}$ ] πρὸς 12 αγαγείν] αναγαγείν 20 ad marg. al. m. ascr.  $(\bar{\eta}$  ότι εὐ-

νούχος ήν δ άέτιος.

368, 4 post βασιλέα inscr. litt. rubr. βασιλεία νικηφόρου τοῦ ἀπογενικῶν: — 15 ἐπιφανείσης] ἐπιφανούσης. Scripsi ἐπιφανούσης 16 καὶ] om. 20 οὕτω
τῆς αὐταρχίας ὁ Νικηφόρος ἀραξάμενος τῷ ἑξῆς] τῷ
τοῦν ἐξῆς 29 σὴν] τὴν 32 ἀποκρύψης] ἀποκρύψεις.
369, 8 ἀπάσης] πάσης 27 περιωκοδομημένου]

συνεκτισμένα 30 την Δέσβον] λέσβον.

370, 12 τοιούτου] τούτου 14 βούλημα] βούλευμα 18 έγηρατεῖς αὐτοὶ] ἐγηρατεῖς. Ad marg. alia m. ascr. εἰ διὰ φιλαρχίαν ὁ μαπαρίτης θεόδωρος ἀπεσχίζετο ου τὸν βίον ἡδοῦντο [litterae ουν prope evanidae, nec nisi circumflexus apparet] καὶ ἄγγελοι [litterae γγ item prope evanuerunt] οὐχ ὑρῶ τἰς ᾶν ἄλλος οὐ φίλαρχος νομισθείη 28 παραλιπὼν] παρεῶν 30 ἔσοιτο] ἔσοιντο.

371, 13 ἀναγκάζεσθαι] addit 17 ἐκάστω] ἐκάστης 18 καταβάλλη] καταβάλοι 20 ἔμαθον] ἔμαθε 23

οίον] οξ πηρίων] πηρίον.

372, 17 κατὰ Ῥωμαίων ἐπιστρατεύοντες] ἐπιστρατεύοντες κατὰ ὁωμαίων 18 εἶλόν τε] εἶλον δὲ τῶν Εὐχαϊ-

τῶν μητρόπολιν] τὴν εὐχάϊταν 22 συμβουλεύοντος] συμβουλεύοντος αὐτῶ 30 Κρόμου] προύμου.

373, 11 έτη Duc.] έτι 17 post αναιφεθήναι om. επιθεμένων αὐτῷ διὰ μίσος καὶ 19 προκαταρξαμένων]

καταρξαμένων 30 γοῦν δ' οὖν.

374, 2 ἀνεσταύρωσε] ἀνήρτησε 11 ἐφηδομένων αὐτῆ] om. pariterque post αὐτῆ om. ἐβασίλευσε δὲ κάκιστος ἔτη ἐννέα. Et videntur etiam priora illa abiicienda, etsi similia sunt p. 132, C. Post αἴσχιστα est inscr. litt. rubr.: βασιλεία μίχαὴλ τοῦ ραγγαβέ 27 τὴν] τὴν μεγάλην 30 αὐτοῦ αὐτοῦ πρότερον.

375, 4 και την γνώμην] την γνώμην τε 11 έκεινη μετεποίησε] μετεποίησε αύτ. μόνους επί ημέρας] μόνους αύτ. επί ημέρας ταύτην δηθεν] invertit 23 έλλο-

γιμωτέρους] λογιμωτέρους.

376, 8 δε 'Αγαρηνων] αγαρηνων δε 11 έξ αὐτων είς πληθος] είς πληθος έξ αὐτων 18 συμβουλη] συμ-

βουλήν 30 έχοόνησαν] έχοόνϊσαν.

377, 4 ἄλλοις] τοῖς ἄλλοις 5 ἐκδοῦναι] ἐκδοθῆναι 6 εἶναι παθεῖν κοίνοντες] κοίνοντες εἶναι παθεῖν 9 ἐκδοῦναι] ἐκδιδόναι 10 πυὸς om.] addit ad marg. litt. rubr.
οἶος ἡν τὸ ἡθος ὁ μιχαήλ 14 ὅποι] ὅπη 17 ὧν καὶ
εν] ὧν 28 Αὐγούστης] αὐγούστας Κηδόκτου] κϊδόκτου.

378, 4 τάξεσι] παρατάξεσι 6 αίτίου τῆς ῆττης γεγενημένου Λέοντος τοῦ ἐξ 'Αρμενίων] λέοντος τοῦ ἐξ ἀρμενίων αίτίου τῆς ῆττης γεγενημένου 19 φυγῆ] φυγεῖν

22 αὐτοῦ αὐτῷ 29 αἰκιζομένου ] ἀκκιζομένου.

379, 2 τον Λέοντα τὴν ἀνάρρησιν] τὴν ἀνάρρησιν τὸν λέοντα 3 εὐθὺς] addit ἀλλ' εὐθὺς] ἀλλὰ [9 in marg. scr. B] 16 δύο] om. et add. inscr. litt. rubr. βασιλεία λέοντος τοῦ ἀρμεντου: — 20 τοῦ τοῦτον 21 σημαντικὸν τῆς διαδοχῆς] τῆς διαδοχῆς σημαντικὸν [22 in marg. scr. C] 27 ἄνωθεν] ἄνωθῦ Βαρδάνης] βαρδάνῖος 29 Φιλομιλίω] φιλομηλίω ad marg. litt.

rubr. περί του έν τῷ φιλομί μονα καὶ τοῦ βαρδανίου: —

31 απεκάλυψε] ανεκάλυψε.

380, 4 τραυλός] ό τραυλός 9 των δέ] τον δέ 10 αμφω κατά καιρούς ίδίους] αμφω 14 Βαρδάνης] βαρδάνιος 18 τον μεν τραυλον Μιχαήλ] τον μιχαήλ μεν τον τραυλου 20 είς ήν] ήν είς Βαρδάνη] βαρδανίφ 21 παραστησαμένων έπὶ τῆς κατοικίας τοῦ μοναγοῦ] παραστησαμένων 31 πη] ποι.

381, 1 έστηκώς] έστως 3 κατά τῶν] κατά ἀνέβαλον] ἀνέλαβον 15 αὐτοῦ] ξαυτοῦ ὅτι] ὡς 24 σπουδαστής | έραστής 27 Δέοντι | βασιλεί 31

τών] τῶν οἶ.

382, 2 υπόθοιτο] υπόθηται 24 έκπτωσιν] στέ-

383, 2 ύπερορία κατακρίνει] ύπερορίαν αὐτοῦ κατακρίνει 4 ώς] καὶ ώς 5 κεφαλή αὐτοῦ] τῆ αὐτοῦ κεφαλή 10 θυμιών πόρρωθεν] θυμιών 12 αὐτὸν καί προέπεμπε] αὐτὸν 14 δ' ἐπὶ τούτω] δὲ 17 καθηγητή του μεγάλου άγρου] του μεγάλου άγρου καθηγητή 20 ڜ] δ 27 εξίστατο] εξίστασο 29 συνήθει] συνή-

θους 30 ληφθη ληφθείη.

384, 3 ή συμβουλή συνετή] συμβουλεύειν 6 είδέαν] ιδέαν 9 τοῦτ'] τούτων 22 ὧ κριμάτων ἀρρήτων της θείας προνοίας] ω θεού κριμάτων αβυσσος ακατάληπτος 23 δε δ' 25 πεπαροησιασμένος πεπαροησιασμένως 28 αὐτὸς] αὐτός τε 30 χορολέπτης ή γοράρχης] χορολέκτης παρέλαβεν καλεῖν] καλεῖν παρέλαβεν 31 ουτως ούτος.

385, 4 τον πύριον] πύριον 10 λαφύσσαν] λαφύσσειν 17 οὖν ] γοῦν 21 τον μεν] τον 23 κολαχθησ.] κολασθησ. 28 δίκαιον. εί δὲ καὶ νῦν ταῦθ' οὕτως εἶγεν,

είχον αν καλώς και τὰ πράγματα] δίκαιον.

386, 10 την τιμωρίαν του Μιχαήλ] την κατά του μιχαήλ επεξέλευσιν 19 έφησεν] έφη 20 άλλα] άλλα γε ad marg. litt. rubr. ὅσα προείπεν ὁ λέων περί τοῦ τραυλοῦ μιχαήλ 24 προέγνωσε] προέγνωκε 26 λέγεται οὖν] λέγεται 30 βιβλιοθήκη] addit.

387, 3 οπισθεν εξ οπισθεν δια μέσου δια 6 αίνιγματώδες, δυσερμήνευτον] δυσερμήνευτον 9 μέλλειν] addit 14 μην καί] μην 24 εν ονείροις είδεν] είδεν 27 έξεκώφει] έξεκεκώφει 32 τοῦ έν τῷ Φιλομιλίω] έν

τῷ φιλομηλίφ.

388, 6 έφιζάνοντα] post hoc om. άφίπτατο γαο ταῖς φροντίσιν αποσοβούμενος 8 καθεύδοντα] ώσπερ αμέριμνον post hoc om. 16 βασιλεύοντος] βασιλέως 17 Παπίου άγουπνῶν] παπίου έγνω] καὶ έγνω 19 τω εαυτοῦ κυρίω] σφίσιν δ δὲ κοινοῦται ταὖτα τῷ Μιχαὴλ, καὶ ἄμφω] οἱ δὲ 25 εξῆς ὅπη βούλη] ἔξεις ὅπη βούλει 26 αὐτῷ ] οί 31 ταύτας τὰς ἐπιστολὰς τοῖς συνίστορσι διά τινος των Παπίου ἀπέστειλεν, ἐντειλάμενος αὐτῷ εἰπεῖν έκείνοις] ταύτην την έπιστολην έγχειρήσας τῷ παπία ένετείλατο στείλαι τινά έξ αὐτῆς τον την ἐπιστολην ὑποδείξοντα τοῖς συνίστορσιν. Εκαστον είπων έξ ονόματος καὶ ύποθησόμενον νυκτός φοιτήσαι πρός τὰ ἀνάκτορα. Mirum unde duxerit Ducangius quae posui in lemmate. Nam Wolfiana ut A, Monac, vero ex parte tantum convenit cum Ducangio, qui tacet in annotatione.

389, 4 βασταζ. κεκουμμ.] κεκουμμ. βαστάζ. 5 οί μέν οὖν κατά τὰς ὑποθήκας τοῦ Μιχαήλ πεποιήκασι, καὶ τους βασιλείους επέστησαν] οί μεν ούν ήπον ώς ενετάλθησαν 6 οί βασιλικοί ήκου] ήκου οί βασιλικοί νία και σκότω τινί] γωνία τινί και σκότω 11 είς τὸν ναὸν και ὁ βασιλεύς] και ὁ βασιλεύς είς τὸν ναὸν 13 είσδυνόμενον είσδυόμενον 19 φόβω ληφθείς] συνείς τὸ δρώμενον ἀπηνῶς καὶ ἀσεβῶς] ἀσεβῶς 25 post ἔρριπτο inscr. litt. rubr. βασιλεία μιχαήλ τοῦ τραυλοῦ 29 είτα της κλειδός μη ευρισκομένης, τα σίδηρα διεσκόπασαν έωθεν οὖν ὁ Μιχαήλ εἰς] εἶτα τῶν σιδήρων θραυσθέντων, 31 διαδήματι δημοσία τε άναρρηθησόμενος διαδήμη λογιζόμενος παρ' οὐδεν λογισάμενος, post quae om. καὶ τῆς ἀναρρήσεως ἔτυγε.

390, 4 καθείζξε] καθείζξαι 10 προσφυγών] προσφοιτών 14 εν υπνοις επιστήναι επιστήναι 16 δράματι] ξήματι 21 προσεκλήρωσεν προσαπένειμεν

προσαπένειμεν] έδωρήσατο μέντοι] δὲ.
391, 7 τοῦ] τούτου 11] τωὶ τὸν 14 Νικηφόρος ὁ πατριάρχης] νικηφόρος 15 των σεπτῶν] τῶν γενήσεσθαι γενήσθαι. Scripsi γενέσθαι 20 γνώμην

την οίπείαν δε εφην pro διέφηνε] γνώμην εδειξε την olπείαν 21 πολλούς τε] πολλούς καὶ 23 ἀρχιερατεύ-σαντα] ἀρχιερατεύοντα τὸν 26 δ' εὐθύμιον] Εὐθύμιον δε 30 προσέταξε προσέτασσε.

392, 4 τῷ δὲ τῷ τε 10 ὁ ἐν ἐν 21 Βαρδάνη] βαρδανίω ώς ανώ που είρηται post προέφησεν] om. 23 παρεσκεύασε] παρεσκεύαζε 26 ἀνέκοψεν αὐτοὺς]

άνέκοψε.

393, 4 μόνων] μόνον 15 ἀπέφηνεν. πάντεῦθεν] απέφηνε έντεῦθεν 20 των θέματος] τοῦ θέματος.

394, 12 τὸ] οm. 13 τοῦ Παυλίνου] τὰ παυλίνου 15 ἐπήγαγε] ἐπήνεγκε 20 σχολάζουσαν] σχολάσουσαν.

395, 13 πυρί παραδεδώπασιν, ώς ολίγας περιλειφθηναι] κατενέποησαν 14 τον Duc.] τοῦ 24 Κηδόκτου] πίδοπτου 32 δέ γε] δὲ καὶ την αlχμαλωσίαν διέφυyou om.

[396, 8 ἐπαύσατο] ἀφίστατο - ἀλλὰ καὶ αὖθις] ἀλλὰ

15 Μιχαήλ] βασιλεῖ 21 ήτίσαντο] ήτήσαντο.

397, 5 παράλιοι] πάραλοι 7 Πέρινθος] πείρινθος 8 μίσει, ἐστασίαζον δὲ ἔτι] μίσει 15 τινας δύο] δύο τι-

νὰς 17 μετὰ] κατὰ 28 περιελθών] περίϊών. 398, 1 ἐνέπρησε] ἐνέπρησαν 3 Ἄχαψ] ἀπόχαψ, item 7 8 γενήσανται Duc.] γενήσονται 10 άντιγενείς] αὐθιγενείς 16 διαπεμπόμενος] διεπέμπετο 17 αὐτῶν παρεσκεύαζεν αὐτῶν 21 πρότερον - 22 ἐκείνων] om. 24 βασιλίδα] βασίλισσαν 27 ενέδωπε δηθεν της πεπλασμένης ένστάσεως] αὐτοῖς προσεποιήσατο πείθεσθαι 30 μήτης Είρήνη] μήτης.

399, 1 ຖ້ν δ' ή γυνή] ຖ້ν δ' αΰτη 4 αὐτῆ] τῆ γυναικί 18 τολμησάντων τολμησόντων 19 καί άφυλάκτως έχωμαζον (Duc.) ὖπνωττόν τε] ἀφυλάκτως· καὶ

υπνωττον 29 ανέκοπτε ανέκοπτον.

400, 4 'Αμυρα προσφυγών] άμηρα φυγών 14 φρενίτιδι] νεφοξτίδι 18 Δαλματία] ή δαλματία 19 ού-τωσί] ούτωσί πως 21 προσπεσείται] προπεσείται 25 post cap. inscr. litt. rubr. βασιλεία θεοφίλου τοῦ υίου αύτοῦ: ---

401, 2 ἀπασχολουμένην] ἀπασχολουμένω 2 et 3 νοσήσαντα - ἐκλελοιπότα νοσήσαντϊ - ἐκλελοιπότϊ συνιέντες συνέντες 20 είσοικίο. είσοικήσ. 26 μνη-

στρον τη τη 28 έρρύει ] έρρύη.

402, 6 και Χαρίτων] χαρίτων 9 έαυτην] έαυτω 14 ἐπειχθης ἐπαχθης (ει in η corr. ead. m.) 18 οὐκ ἔνειμε τιμήν] τιμήν οὐκ ἔνεμεν 24 τούτων] τούτου 25 τούτου αύτοῦ 26 διόρθου διώρθου 30 ἐκ γειτόνων] εν γειτόνων. Et ad marg. litt. rubr. περί του γυναι-

403, 2 δεηθείη μου | μου δεηθείη 4 καλον | καλου 6 τον Πετρωνά] τῷ πετρωνά 20 δίκαιον καὶ ὑπήκοον] ύπήκοον. Ad marg. litt. rubr. περί τοῦ πλοίου τῆς βασιλί-δος: — 26 ἐπυνθάνετο] ἐπύθετο.

404, 3 με ποιησαι] ποιησαι με 6 μετά] καὶ μετά 8 πόθεν om. Duc. ] addit; sed om. αν, quod habent Wolfius, Ducangius, et Monac. Post συμπορίσαιντο ponendum signum interrogandi. Ad marg. inscr. litt. rubr. περί των γονέων της θεοδώρας και των του βασιλέως θυγατέρων: - 18 οὖν γοῦν ἀπήγοντο πρὸς αὐτήν ποτε ἀπήγοντό ποτε προς αυτήν 25 παρεσκεύασε παρεσκεύαζε 32 τας άγίας Τάς.

 $4\bar{0}5$ , 1 tais negalais  $t\tilde{\eta}$   $negala\tilde{\eta}$  7  $t\tilde{o}$   $n\tilde{\eta}\delta os$  natπλέον δια om. 12 ad marg. litt. rubr. περί τοῦ δένδερις (sic fere i cum ductu) V. p. 405, 30; 406, 1 17 είσεσι Duc.] εἴσεισι 18 αὐτὰ ἀγνοία ] ἀγνοία 19 τὸ δὲ παρακεκομμένον ἐκεῖνο ἀνθρωπάριον] τὸ δ' ἀνθρωπάριον ἐκεῖνο 21 είπε ταυτα] ταυτα είπε 24 γουν - ήποι] ούν - ήπει 26 έχειν] καί έχειν 28 βασιλίδα πορεύεται] βασιλίδα

29 κατέχειν έκείνης] έκείνης κατέχεε.

406, 6 εὐσεβοῦσι] εὐσεβέσι 9 ڜετο] ἐπείνω ἐδόπει 14 αὐτῷ ] αὐτοῦ 18 τῷ ] τῷ τῶν 19 τῷ ] αὐτῷ 24 τῶν ἐκ τῆς "Αγαρ] τῶν ἀγαρηνῶν 31 τοῦ βασ.] ἐκ βασ. 8 ποτε καὶ ὁμοδίαιτον] ποτε 'Αμερμουμνοῦ] ἀμερμουμνη 10 ἐπιχέων] ἐπὶ χέον 12 ἐκλώπη] ἐκλάπη 17 άφροντ.] και άφροντ. 18 προετρέψατο] προετρέπετο 24 διηγούμενος τὰ ἐκεῖ | τὰ ἐκεῖ διηγούμενος 27 μέντοι αὐτῷ μέντοι 32 παράλια] πάραλα.

408, 2 καὶ ἔκ ἔκ τε 13 εἰκόνας ἐπὶ τοῦ ] εἰκόνας

αύτοῦ 27 λέγεται μέν λέγεται.

409, 3 ἄμφω τὸν Θεοφάνην τε καὶ Θεόδωρον τοὺς όμολογητάς] ἄμφω καὶ όμολογητάς τὸν θεοφάνη καὶ τὸν θεόδωρον 5 δήσεων χρήσεων 8 επέχεε επίχεε 26 είναι έκείνου τοῦ ἀνδρός] έκείνου 27 το κατά την της βαϊοφόρου έορτην αδόμενον στιχηρον] το κατά βαϊο- . φόρον ξορτήν άδόμενον στιχερον.

410, 1 ήλικίας ὄντα] ήλικίας 3 προϊών ανείπε] ανείπε 6 δε δ Μωσηλε δε διαφυγείν φυγείν 7 ως καί] ώς 15 διαγαγον βιάγων ad marg. inscr. litt. rubr. περί τὸν μανουήλ καί του θευφόβου: — 19 πολέμια] πολεμικά 21 και άριστεύσας] om. 22 πρωτοστρά-

τως] πρωτοστάτως 27 έκλελειπ.] έκλελοιπ.

[411], [4] ἔγγιστα [4] ἄγχιστα [4] δειλανόμ. [4] δειλαινόμ. 14 Περσικού στρατεύματος | στρατεύματος περσικού στρατηγήματι τους βαρβάρους] στρατηγήμασι τους της άγαο 18 έτει πάλιν αυθις έτει 31 όλίγον όλίγον τῶ.

412, 7 σὺν θε $\tilde{\omega}$ ] om. 11 'Αγαρην $\tilde{\omega}$  δόρατι ἀσιδήρ $\tilde{\omega}$ ] ἀγαρην $\tilde{\omega}$  15 ὑπ $\tilde{\omega}$ ] παρ $\tilde{\omega}$  16 ὁ Μανου $\tilde{\omega}$ λ] ὁ μᾶνου $\tilde{\omega}$ 17 είς μέσον] μέσον 20 βούλεσθαι] βούλεσθε 29 δθεν

ત્રવી ઉં∂દν.

413, 14 μετακαλέσηται] μετακαλέσεται 21 αλτῆται] αίτειται 24 των 'Αγ.] τον άγ. 26 λέγων] λέγω 30 του τοῦ ἄρχουτος τοῦ ἐκ] τοῦ ἄρχουτος τοῦ ἐκ ollywn dllyov.

414, 1 οὖν] γοῦν 18 πολλὰς αἰπίας] μαστίξεις

πολλάς 27 Θεόδωρος] ό θεόδωρος 29 τῷ ἰερῷ] τῷ.
415, 7 γράφουσι] γράφουσι δέσμιοι 8 ἐκεῖθεν ἐκβλ.] έκβλ. ἐκεῖθεν 9 μόνον] μόνου 13 αὐτῷ] αὐτὸν 16 αὐτῆς] αὐτῆς τῆς.

416, 1 επενήνειτο επήνειτο 3 διηρέθησαν καί διεσπάρησαν ] διηρέθησαν 9 άμύναιτο ] άμύνοιτο ηπουσεν ενίων Περσών] ηπουσε τινών τών περσών αγαρηνοῖς] om. in fine paginae συνήει] συνίει 32 έπανέστησαν ] ἀπηλλάγησαν.

417, 2 ταύτης των ενδον 3 όσος μεν δοσος οὐν

4 καὶ δὲ] δὲ καὶ 11 Δορυλαίω] δορυλέω 12 ἐκπέπομφεν ἀρχήγον 14 κεντηνάρια] κεντηναρίων 15 εἴκοσι δοῦναι αὐτῷ ὑπισχνούμενος] εἴκοσιν 17 δαπάνης οπ. Duc.] addit 27 δυσέλπιστον αὐτῶτους] πίστιν 31 ἐξότου ἐξότου περ 32 δ Θεόφοβος βασιλεὺς] βασιλεὺς ὁ θεόφοβος.

418, 5 ώς οὖν] ώς 6 Ισχὺς αὐτοῦ] Ισχὺς 7 τυραννίδι ἐπίθοιτο ὁ Θεόφοβος] ἐπίθοιτο τυραννίδι 9 λε-

πτοῦ ἤδη] λεπτοῦ.

## AD VOL. IV.

P. 1. Ante 1 litt. rubr.: βασιλεία μιχαήλ τοῦ υίοῦ θεοφίλου και θεοδώρας τῆς μος αὐτοῦ: — 10 τη τῆς αίρέσεως οὐκ ἡν καθαιρέσει] οὐκ ἡν τῆ τῆς αίρέσεως καθαιρέσει 20 ἡ δὲ] καὶ.

2, 2 καθειογμένους έν φυλακαῖς] καθειογμένους 13 θεομ.] καὶ θεομ. 22 δ'] νὰο 23 θεον] θεον.

13 θέομ.] καὶ θέομ. 22 δ'] γὰο 23 θέον] θεον. 3, 5 αὐτοῦ] αὐτῆ 6 οὐκ ἡνείχοντο ἡοεμεῖν] ἡοεαί

μεῖν οὐκ ἠνείχοντο 9 σχοὸν sic eadem m.] addit 11 αὐτἢ αὐτῷ 13 λέγων] λέγον 14 ἐκείνων] ἔκείνη 16 σκυθρωπάζον] σκυθρωπάζων 23 θεόφροσι] ορθόφροσι 26 συμβέβηκε om.] addit 29 σφοδρότατον] σφοδρότερον 30 όσημέραι ἀμαιότερον (sic) ἔξεκαίετο] ως ἡμέραι ἀκμαιότερον ἔξεκάετο.

4, 2 τούτοις om.] addit 3 ἄνδρε καθ' ὕπνους] ἄνδρε 4 ἔδοξε μοι] ἔδοξε 8 γοῦν] οὑν 12 ἄρμηται] ἄρμητο 14 ἐκβ. αν] αν ἐκβ. 25 τῆς] τῆς τῶν

30 δὲ παὶ δὲ.

5, 1 έκρίθη] έκρινεν 3 ad marg. litt. rubr. ὅπως οί βούλγαροι ἐγένοντο χριστιανοί 12 πρὸς] παρὰ 15 μετερρύθμισεν 20 καταφεύγει] καταφεύγει θεόν 28 τιμῆς καὶ δόξης] δόξης 30 σταυροῦ] τοῦ στροῦ 31 ἀντιστάντας] ἀντιστάτας.

6, 1 τῶν] addit 3 τοὺς Ῥωμαίους] ὁωμαίους 4 βασιλίς αὐτῷ] βασιλίς 8 λαβόντες] λαχόντες Ζαγοράν] ζαγοράν 9 κατά την ξώαν δὲ τὸ τῶν M. πληθος ήν πολὸ] κατά δὲ την ξώαν τὸ τῶν  $\mu$ . γένος ήν πάμπληθες παρά] πρὸς 17 εἶς] εἰς 23 ἀριθμούμενον] οπ. 25 αἴτιον αὐτοῖς γέγονεν] γέγονεν αὐτοῖς αἴτιον.

7, 9 πρὸς μητρὸς] μρο 12 τὴν πρὸς] πρὸς 24 οὖν] γοῦν ἐκεκύρωτο] κεκύρωτο 29 ὑπὸ σκάμνον] σκάμνον 30 κατ' αὐτοῦ τὸ ξίφος ἀθεῖ τῆς γαστρὸς] κατὰ τῆς αὐτοῦ γαστρὸς τὸ ξίφος ἀθεῖ.

8, 6 ποοκαθιστών τε καὶ ποοοικονομούμενος] οἰκονομούμενος 10 συμβώσιν ὁμογενών] συμβώσιν δὲ] δὲ γε 15 ἐκέλευσε] ἐκέλευε 19 πολὺς πλοῦτος] πλοῦ-

τος πολύς 30 καὶ εἰς] εἰς.

9, 1 νόμισμα] νομίσματα 6 βασιλεύς] μιχαήλ βασιλείων] βασιλειών 9 τοῦ] τῶν πρόσῆν αὐταῖς] προσήν 11 ἐκεῖσε] ἐκεῖθεν: v. p. 168, C 22 παρευφατ.] παρεφρατ. 27 ἐνῆκε] ἤνεγκε: alterum p. 145, D 28 ἐσκήνοντο] ἐσκήνωντο οἱ Αγαρηνοὶ] οἱ ἐκ τῆς ἄγαρ.

10, 16 τοῦ] τῶν 18 τῶν [Ρωμαίων] δωμαίων 21 τὴν συμβολὴν] συμβολὴν 27 ἡττᾶται μὲν] ἡττᾶ μὲν.

11, 2 πως στος 3 έστιν ήμιν] addit 17 ad marg.

litt. rubr. σημειω (alibi semper η et quidem plerumque ubi de ominibus, somniis aliisque rebus eiusmodi agitur) 13 οὐν.

12, 12 ἐπέβησαν καὶ ἦσαν πρὸς τὸ δραμεῖν] ἐπέβησαν ὅντι ἀγῶνι] ἀγῶνι ὅντι διαλέγει] διαλέγη 16 ἔστρεφε τὰ πράγματα καὶ ἦγε τὰ πάντα] ἔστρεφε τὰ πάντα καὶ ἦγεν 25 ad marg. litt. rubr. ὅπως περὶ λόγους ἐσπούδασεν ὁ βάρδας 27 μέγαν καὶ κοινὸν διδάσκαλον] διδάσκαλον 30 ad marg. litt. rubr. περὶ τοῦ φιλοσόφου λέοντος καὶ τοῦ αἰχμαλωτισθέντος αὐτοῦ μαθητοῦ τούτων κατὰ τὴν ἑφαν ἀποδημήσαντα] τούτων 31 ος] ὧ.

13, 8 παντός τὸ τρίγωνον] τὸ τρίγωνον παντὸς 16 ἐξήτησεν] ἐξήτει 25 ἡρώτων] ἤροντο ἡ Κωνσταντινούπολις τοιούτους] τοιούτους ἡ πωνσταντίνου 31 ἐλ-

θεῖν [μείρετο] ἤθελεν έλθεῖν.

14, 3 ως δε τῷ Λέοντι κεκόμιστο] ως δέ οί έκεκο-

μιστο 5 εγχειρίζει τῷ λογ. τοῦ δρόμου] τῷ λογ. τοῦ δρόμου εγχειρίζει 13 ἀπένειμε] ἀπένεμε 24 τέσ-

σαρα om. relicto spatio vacuo. Et ad marg. litt. rubr. π πραρ 28 την της βασιλείας ἔκπτωσιν] την έκ της βασιλείας ἀπόπωσιν.

15, 25 Ιγνάτιος] om. et ad marg. litt. rubr.: ὅσα ὁ θεῖος ἰγνάτιος ἔπαθεν ἀφορίσας τὸν καίσαρα βάρδαν : 19 ἀδέ πως] ῥδέ πη 22 τὸν Ταῦρον] τῶν ταύρων 31

την γην συνέσεισε post φρικωδ.] ante αναλήψεως.

16, 6 τῶν Ῥωμαίων ταῖς χώραις] ταῖς χώραις τῶν ρωμαίων 13 Αἴγιλον] αἰγιαλόν 14 Μάμαντα] μἰμαντα 15 ἔτερος] ἀνεκαίετο ἔτερος Κύζικος ἔτερον] κύριζον αὖθις 21 βουνοῦ τοῦ] οm. 25 σχολὴν ὁ θαυμάσιος ἐκεῖνος] σχολὴν 26 πρὸ αὐτοῦ] πρότερον 29 δοκῶν ἐξ ἀβελτερίας] δοκῶν Ad marg. litt. rubr. περὶ τῆς

ανοή μετριότητος τοῦ μιχαὴλ καὶ τῶν παιγνίων αὐτοῦ: — 17, 3 ἐν] ἐν τοῖς 11 ἢ μᾶλλον ἐν τοῖς φρικτοῖς] ἢ οξος] ὄξους 12 ἐν σκεύεσι] σκεύεσι 14 συμταίστος σιν] συμπαίστος σιν 15 τοῦ] τὰ τοῦ χώρου] χοροῦ 17 ἀηδίας] ἀηδίας οὐχ ἥκιστα 20 ad marg. litt. rubr. περὶ βασιλείου τοῦ μακεδόνος: — 25 ἀρτιγενῆ] ἀρτιγενὲς.

18, 4 προμηνύοντα] προσημαίνοντα. Ad marg. σ περί

τὸν βασϊ΄ γεγονὸς δηλοῦν ὡς βασϊλεύσει: — 8 περιπετόμενος] πετόμενος 9 ἐσχεδίαζε τῷ βρέφει σκιάν] τῷ βρέφει σκιάν ἐσχεδίαζεν 14 πάλιν] πάλιν τὲ 21 ἑαυτὸν] ἐαυτῷ 25 post κατέλυσεν addit οὔπω μονὴ τότε τυγχάνοντι Ad marg. litt. rubr. περὶ τοῦ ὀνείρου τοῦ

φανέντος τῶ νεοκόρω τοῦ α διομήδους 27 post νεωκόρω om. οὖπω γὰρ ἦν γενόμενος μοναστῶν εὐκτήριον.

19, 23 πρωτοστράτορα] πρωτοστάτορα, item p. 20, 11

31 ἐπιγειρούντων] ἐπικεχειρηκότων.

20, 1 ἔχει] ἔχοι Ad marg. litt. rubr. ὅθεν εἰς τὸν βασιλέα εἰσήχθη ὁ βασίλειος καὶ ὅπως ἀκειώθη 12 ἡ δὲ ἀξία] ἡ ἀξία δὲ 25 καὶ] om. 29 τῶν] om.

21, 2 έξωλισθεν] έξωλισθησεν 12 έβαρυθύμει καὶ έμηνία] έβαρυθύμει ἐκστρατεύσαντι δὲ τῷ βασιλεῖ] ἐκστρατεύσαντος δὲ τοῦ βασιλέως 13 ἐκείνω] addit 16 ἡ κατ' ἐκείνου διὰ ταύτας] διὰ ταύτης ἡ κατ' ἐκείνου 29 Ad marg. ἀναίρεσις τοῦ καίσαρος βάρδα: — 30 Βάρδα 32 ἐπὶ] είς.

22, 3 ad marg. ἀνάφοησις τοῦ βασί΄ 6 καὶ ὁ Βασίλειος καὶ ἡ Εὐδοκία συνανεκέκλιντο] συνάνεκλίνετο καὶ ὁ βασίλειος καὶ ἡ εὐδοκία 17 Βασιλίνος] βασιλικίνος λd marg. ὅθεν ὁ βασίλειος ἀνελεῖν ἡφεθίσθη τὸν μιχαὴλ

26 εχαλέπαινε. και ό εχαλέπαινεν. ό δε.

23, 3 βασιλεύς] μιχαήλ τῷ ] om. 18 τὸν βασιλικὸν] τὸν 25 ξιφηφόρος ] om. et ad marg. litt. rubr.

άναίρεσις μιχαήλ.

- $\hat{2}3$ ,  $\hat{1}6$  δ δ  $\hat{6}$  μιχαήλ] ο δ  $\hat{6}$  post βιοτής: litt. rubr. inscr. βασιλεία τοῦ μακεδόνος βασιλείου: 26 τινὰ τῶν τοῦ Κοιτῶνος] τῶν τοῦ κοιτῶνος τινὰ 30 ἐβασίλευσεν ἔτη] σε 31 μόνος ἡρξε] ἡρξε μόνος.
- 24, 22 Σαββάτιος] συμβά. 23 γνωσθέντες ληφθέντες τε] καὶ ληφθέντες 24 Κωνσταντίνον] καὶ κωνσταντίνον 29 δὲ] δέ γε 32 ξάλω] καὶ ξάλω.
- 25, 2 τοῦ ξωμανοῦ αὐτοῖς] αὐτὸν 16 καὶ Duc.] τὰ 19 θριαμβεύσας διὰ μέσης] διὰ μέσης θριαμβεύσας 23 Ῥωμανοῦ δομέστιχον] δομέστικον 32 τοῖς βαρβάροις] τοὺς βαρβάρους.

 $26, \ 3$  μετεωρότερα] μετέωρα 8 συστρ. 9ησί συστρ. 14 ἔστρεψαν] ἔτρεψαν 24 Κουρκούα] κουρκούας 26 τρίχα] τρίχωσιν 29 ἕνα] τὸν ἕνα 31

ðè καὶ] δὲ.

27, 1 δηκιώσας] δηώσας 26 ἐπιστολὴν λαβών] ἐπιστολὴν ὁ Βασίλειος τὴν ἀρχὴν] τὴν ἀρχὴν ὁ βασί-

leiog.

28, 6 οὐθὲν ὧν ηὕχει κατώρθωσεν] ὧν ηὕχει οὐθὲν κατωρθώκει 28 τὰ μὲν έῷα τοῦτον εἶχε] τῆ μὲν έῷα τοῦτον ἔσχε 16 ὑπόφοροι Duc.] ὑπόφορα 20 Ῥα-γούσιον] ῥαούσιον 21 Ῥαγούσιοι] ἡαούσιοι item infra bis 26 προσέβαλλον] προσέβαλον 27 τούτω] οῦτω.

29, 5 συμμεταβαλέσθαι συλλαβέσθαι 10 ὅπη] οπου, quod casu non receptum
12 ἀπαγγείλειεν] ἀπαγγείλει 16 τροχούς] τροχόν
17 ὧν] οὐ 31 τὴν]
τὸν 32 αὐτῶν] αὐταῖς.

30, 1 αντιποιήσονται] αντιποιήσωνται 5 μέταγε] μετάγαγε 14 πίστις] πίστεις 16 εὐνοιεῖν εὐνοεῖν

20 ξαυτόν] αὐτόν 23 κατακτησ.] καταστησ.

31, 4 τοις πέμψασίν τε τοις πέμψασί σε 6 δή δείν 11 ἀπελπίσας την των πόλεων την της πόλεως ἀπελπίσας 17 'Απόκαψ] ἀπόχαψ 22 Οωρύφας] ώορύφας.

32, 7 ο καί] καί ο 9 αύθις έτεραι νήες] έτεραι νηες αύθις Νάρσαν] νάσαρ 10 φρουρουμένων αίχ-

μαλώτων] φρουρουμένων 23 είτα] είτα καί.

33, 7 ἐππλησίαν] ἐππλήσεως 8 δομήσασιν ἀσχολ. τῶν πλ.] δομήμασι τῶν πλ. ἀσχολ. 12 διὸ] διὸ καὶ 15 τὸ ναυτικόν τοῦ στόλου] ταῖς οἰκοδυμαῖς το ναυτικόν τοῦ στόλου 21 άλητηρίοις] άλιτηριοις Νικηφόρον τον πάππον του μετέπειτα βασιλεύοντος Φωκά νικηφόρον 24 γενναιότατόν τε όμοῦ καὶ στρατηγώτατον γενναιότατον ομοῦ καὶ στρατηγικώτατον 26 προείρηται] εἴρηται 28 ᾿Ανδρέου] ἀνδρονίκου 31 Θεοφιλίτζου] θεοφιλίτζη 32 ὑπεξανέστη] ἐξυπανέστη προσέλαβε] προσελάβετο.

34, 22 προηγόρευσε προαγορεύει άρτι τοῦ Βασι-

λείου] ἄρτι.

35, 1 ἀνορθ.] ἀνωρθ. 18 τοῦτο] ταῦτα 20 τοῦτο] τουτί 22 τὸ ὄνομα εἶπε] εἶπε τὸ ὄνομα 23

τὸ] το δὲ 31 ζῶντα] ζῶν, fortasse pro ζών.

36, 5 τῶν Εὐχαίτων] εὐχαίτων 10 ad marg. litt. rubr. όσα ό σανταβαρηνὸς κατὰ λέοντος τοῦ υίοῦ τοῦ βασιλέως ετύρευσε: — 16 συζευχθείς] συζυγείς 23 συνιππεύοντα καί συνθηρώντα | συνθηρώντα καί συνιππεύοντα 26 ὀρέξης] ὀρέξη αὐτῷ ἀμυνῆ] ἀμυνῆ.

37, 3 εύρέθη καί] εύρέθη το 4 το τοῦ Λέοντος] τὸ 22 οὖν] γοῦν 26 τοῦτο τὸ ζῶον] τὸ ζῶον τοῦτο. 38, 2 υίξως] υίξος 4 ἀπελθών ὁ βασιλεὺς] ἀπελ-

θων 9 έμπαρέντος] έμβληθέντος 11 καὶ ἡναλ.] ἡνάλ. 19 πληγείς] πληγείς καὶ 25 post cap. inscr.

litt. rubr. βασιλεία λέοντος του φιλοσόφου: — 30 'Αφ-

μενιακών δρμονιακών.

39, 2 γαρ ἐκεῖ] ἐκεῖ γὰρ 10 πατριάρχου Στεφάνου] πατριάρχου 15 άγίου τοῦ άγίου 21 τοὺς αὐτοῦ έξέκοψεν όφθαλμούς] έξέκοψε τὰ ὅμματα αὐτοῦ.

40, 6 μάχης πρόφασιν] μάχης om. 16 Βουλγάρων] των βουλγάρων 20 πρεσβεύοντα] πρεσβεύσαντα. Scripsi πρεσβεύσοντα 21 καθείργνυσι τον ανδρα] τον

ανδοα om. 23 Ούγγαροι] ούγγροι.

41, 1 αὐτὸς αὐτὸς δὲ 6 τοῖς ] τοῖς τε 9 προσβαλόντα τῷ Συμεων] τῷ συμεων προσβαλόντα 23 ὑπάοτων] τυγχάνων 24 έκοινώσατο om. 25 τηρήσει τὸ [εηθησόμενον] τηρήση το λεχθησόμενον.

42, 12 Καρβωνυψίναν] καρβωνοψίναν 13 αὐτῆ] αὐτὴν τῆς] τοῦ τῆς 18 ἔτη  $\dots$  post έτη nullum spatium 22 σύνευνον] την σύνευνον 27

αυτής] έπείνης.

43, 12 το σφοδρότατον την σφοδράτητα 20 δ]

ό δὲ 26 ἴσθι γοῦν οἱ βασιλεῦ Γίσθι οὖν βασιλεῦ.

44, 9 Σιοιχα] σιράχ 16 ολκώσεως] ολκειώσεως 22 βασιλείων] βασίλτων 28 κατ' αὐτὸν] κατὰ ταὐτὸν 29 δύο καὶ τρεῖς ἄχρι τεσσάρων] δύο ἢ καὶ τρεῖς ἄχοι τεττάρων.

45, 3 Δούκαν δούκα 26 έκβληθέντι τῆς είρκτῆς]

της είοντης έκβληθέντι 31 χεοσί ζεοσί σ (σ pro ν [quod

pr. fuerat corr. al. m. 32 πατρίδα περισώσης πρίδα σώσης

46, 1 ούτω γὰς ὁ πας ἀν ἦν ὁ ᾿Ανδςόνικος ώνομά-ξετο post Οὐζὴς om. 6 στέργοντες] στέγοντες 7 ο δὲ Κωνστ.] ο κωνστ. δὲ 15 ἄρξαι] ἄρξειν

έσω] έσο 22 Μελιτινῆς] μελιτηνῆς.

17, 1 και δ] δ ανηγόρευσεν αυτον] ανηγόρευσε 5 ε τη βασ.] καί ο ο. 10 ανακαλείται] άχει 15 κ ο φιπτεί] το το ο ο. 24 τον] σον 25 πάθος] π ημα ib. δε ή του] ή om. 26 σε παθείν] σε om. έκφεύξει εκφεύξη.

8, 1 οὖν ὁ λέων] οὖν 18 τὴν αὐταρχίαν] τῆ αὐ-

ταρχία 19 αὐτοῦ] αὐτῷ 20 αὐτῷ τὸ κράτος] αὐ-21 ου ] ου φασι 22 εν τῷ ήδη ἐκλείπειν, τοκράτορα ως φασιν ] ήδη εκλίπων φάναι 24 μησί τρισίν ] μησί τισίν: — In seq. linea litt. rubr. βασιλεία άλεξάνδρου τοῦ άδελφου του λέοντος: — των ante Γαλακοηνών om.

49, 1 θήραις και κώμοις] και κώμοις om. 5 απορρήτων] ἐπιρρήτων 6 Βασιλείτζην] βασιλίτζην, et postea 15 τῷ θεάτρῷ ] θεάτρῷ 17 ἔλεγον οὖτος ] οὖτος ἔλεγον 25 Συμεών τοῦ συμεών 32 ἀκρατησάμενος ] ἀκρατί-

σάμενος.

50, 11 Γαβοιηλόπωλον] γαυοϊηλόπουλον: seq. litt. rubr. βασιλεία κωνσταντίνου τοῦ υίοῦ λέοντος: -12 ὁ μὲν οὖν] ὁ οὖν Ενα ἐνιαυτὸν ἐνιαυτὸν ἕνα 16 αὐτῷ τῆς ἡλικίας ἔτος ] ἔτος αὐτῷ τῆς ῆλικίας 17 Δούκα δουκός 21 ἐκκαλύπτων άνακαλύπτων 30 τινάς] τινάς καί.

51, 10 εταιριών] εταιρείων 25 δ Δούκας Κωνσταντίνος τῆς βασιλείας] τῆς βασιλείας ὁ δοὺξ κωνσταντίνος 26 ετέρωθι] ετέρωθεν 32 Δούκα] δουκός

νεωτερίσει] νεωτερισθήσεται.

52, 7 αλησάμενοι] αλισάμενοι 18 έστάληασι] άπεστάλκασι 29 διενενόητο] διανενόητο 31 είλιγγιάσας] Ιλιγγιάσας.

53, 17 φαίτορα τὸν Βασιλείτζην] φαίκτωρα τὸν βασι-

λίτζην Γαβοιηλόπωλον] γαβοιολόπωλον.

54, 7 ἐκρόανεν] ἐκρόαινεν 11 ἰδων] ὁρῶν 17 αποδραναι] διαδραναι 20 Πατζινάκας πατζινάκους 25 εἰ ἀχθεῖεν] εἰσαχθεῖεν.

55, 1 συμμαχίας  $\tau \tilde{\eta}_S$  συμ + of δè (+ ibi pag. fin.) 7 ἀπριβωσύμενος] ἀπριβωσόμενον 20 ἢ ραθ.] καὶ ραθ. 29 τον] τῶν ἔρωτα Λέων] ἔρωτα 30 μεν] μεν καλ.

56, 4 αὐτοῦ] αὐτῷ 11 ἐπισπέρχοντος] σπέρχοντος 22 ἐξεδίωξε] ἐδίωξαν 30 ναυαρχίαν] ναυμαχίαν.

57, 9 αὐτοῦ] αὐτῷ 14 τετίμητο] τετίμηται marg. litt. rubr. ὅτι ὁ φωκάς λέων τυραννίδι ἐπικεχείο κε καὶ άλοὺς ἐτυφλώθη 23 πρὸς] παρὰ 31 ὅπερ ἀνέ αθεν] ὅπερ.

58, 5 εγνώθη] εγνώσθη 9 σεπτεμβρίου] σε:

βρίου 14 litteris rubris βασιλεία φωμανοῦ τοῦ λαπα-πηνοῦ: — 21 ἀντεφεῖν] ἀνταιφεῖν, unde scripsi ἀνταίρειν, etsi illud quoque locum habet 32 αὐτῷ] αὐτοῖς.

59, 3 έξωλίσθαινον είς τὴν θάλασσαν] είς τὴν θάλασσαν έξωλίσθαινον 16 δὲ] γὰο 17 την πόλιν] τη πόλιν παρέδοσαν] παρέδωκαν 18 μὲν] μέντοι 29καί ό] ό Κοσμιδίου] κοσμηδίου 32 αλλήλοις ώμίλησαν δμίλησαν.

60, 8 ομωμόκει] ωμωμόκει 13 μονάρχου βασιλείας] βασιλείας 21 'Αμασείας αμασίας 24 και κατά κατά 25 Χραβάτων] χροβάτων 30 έστοιχιῶσθαι] έστοιχειῶ-

σθαι 31 αποτέμοι ] αποτέμη..

61, 3 καρδιογμῷ] καρδιωγμῷ 16 καὶ πρὸς ] πρὸς 17 η η 20 λαβην λαβείν 23 πρό του Κωνστ. τον Χριστοφ.] τον χριστοφ. πρό του κωνστ. 25 δηθων ώς

ἐκ βίας | δηθεν 26 αὐτοῦ] αὐτῷ.

62, 2 εί δε και σχολαίω στείχουσα ήκε ποδί, άλλά γε ήπέ ποτε post επενύσταξεν om. conf. p. 65, 18 3 'Αμασείας] ἀμασίας 6 χρόνου] χρόνου 13 πατριαρχικοῦ] ἀρχιερατικοῦ 22 οι λέγοντες] οι 23 περίστανται] περίτστανται 31 ἐνεγράφει] ἐγεγράφει 32 Ῥώμης καὶ οἰκουμενικὸς πατριάρχης] δώμης.

63, 5 πεχειροτόνητο] πεχειροτόνηται 7 χιλιόναυς] χιλιόναυς, ώς λέγεται, et mox ώς λέγεται post χιλιάδας om. 11 πλοίων ἐκείνων] πλοίων 21 ἐξώρμων, ὡς] ἐξώρμουν εί 23 είς τὰ οίκεῖα διανενόηντο] ές τὰ οίκεῖα διανενόηνται 24 αί Ρωμαϊκαί] αί 29 η ώς ηλπιζον] η

32 αδελφοῦ αὐτοῦ αδελφοῦ.

64, 9 περί] παρά 10 ἀποδιδούς] ἀποδούς κατηνάλωσεν κατηθάλωσεν 14 δε καί] καί 23 τις έποίησεν] τις 26 post έθοινήσατο om. η εί γυναϊκά τις άρπάσας τοῦ γείτονος κατείχε ταύτην καὶ αὐτῆ συνεφθείι ο τοῦ νομίμου γαμέτου άφροντιστών, εκ δε των εκείνου ; ημάτων διένειμε πένησιν, Γν' αὐτῷ τάχα δι' έλέου ἀφείη τῆς μοιχείας τὸ ἔγκλημα ad marg. litt. rubr. περί ι τάγίου μανδηλίου.

65, 1 τῶν Ῥωμαίων] δωμαίων 3 κατεχομένην παρά ' ιρηνών, εν' post έκινδύνευεν om. 4 τότε τότε καί

6 παρὰ τῶν ἰατρῶν] παρ' ἱατρῶν (sic) τὸ περίλοιπον] τὸν περίλοιπον 8 ὅπως καὶ] καὶ οm. 12 τὸν Κωνσταντίνον] τον om. 19 ένιαυτον καί Εκτον] καί Εκτον ένιαυτον 26 ό δ δ δε.

66, 1 τον γαμβρον post βασιλείας om. 8 Post την Πάνορμον om. ή και Αντιγονία λέγεται έξαπέστειλε, τον] έξαπέστειλεν ή τοῦ Αντιγόνου αθτη έστιν τον 24 Αρτί Litteris rubris praescriptum μοναργία Κωνσταντίνου τοῦ υίου Λέοντος 31 προεβάλλετο προεβάλετο.

67, 6 Κωνσταντίνος δ Κωνσταντίνος

- κώτερον] μαλθακώτερον 31 Πρώτης νήσου] νήσου οm. 68, 4 τῶν Τούρκων τοὺς Οὔγγρους δ'] τῶν τοὺρ-κων δὲ τοὺς δ' οὕγκρους 7 Βολογουδης] βολοσουδης 15 8εοῦ] τοῦ θεοῦ 29 καὶ ἄντικους] καὶ om. 'Αναστασία] ἀναστὼ.
- 69, 6 έβασίλευσεν ό πατής] ό πῆς έβασίλευε του της εππου τοκετου] της εππου om. 22 δρασύτατα θρασύτατον 25 είτα καὶ είθ' 26 προσεχειρίσθη] προεχειρίσθη 28 ος] καί ος.

70, 8 In margine litteris rubris περί της τιμίας του

προδρόμου χειρός 15 πλείστον] πλείον

71, 16 ollywo ollyw In marg. litteris rubris teλευτή τοῦ βασιλέως κωνσταντίνου 20 δύο μῆνες] μῆνες δύο 22 Λακαπηνῷ 'Ρωμανῷ ] Λακαπηνῷ om. dè καί] καί om. 32 οίος] οίς. 72, 1 τῶν ἀνθρώπων λίθων] ἀνθρώπων om.

- βιοτης ώς εἴοηται] ώς εἴοηται om. Post ἀπεβίω litteris rubris βασιλεία φωμανού του παιδίου: - 14 τον Βασίλειον τον om. 30 τον μετ' αυτον τον μετ' αυτον τῶν.
- 73, 2 παντὸς τρόπου] τρόπου παντὸς 4 Ρωμαίοις έπανασέσωστο] δεδούλωτο 6 χαμαδαν] χαμδαν hic et bis infra 16 κατεσχέθησαν] συνεσχέθησαν 22 οι γούν 24 Βέροιαν] βέρροιαν 28 της αὐταρχίας ( τος] οὐτος om.

74, 7 γενήσεσθαι] ἔσεσθαι 18 μιποόν τι] τι οπ. 21 ἐπδαπανήσας] δαπανήσας 22 μητοί τη] τῆ σπ. 28 αὐτὸν ὑφορώμενον ὑφορώμενον αὐτόν.

75, 2 χρηστη πρός με έπέσχε] πρός με om. 3 γοῦν] οὖν 4 στρέφοντος] τρέφοντος 7 τῆ δ'] δ' om. 8 κατακυπτόμενου] καλυπτόμενου 12 Δακαπηνοῦ παῖς] παίς οπ. Μηθάμναν] μίθυμναν 21 πομήτων] πομίτων 22 και Μωσής και Ααρών και Σαμουήλ] και ter om. 27 olnov olnov.

76, 5 ἔσται] ἔσεται 9 τὸν ἄνδρα ἠρέθιζον] τὸν ανδρα om. 10 τοῦτο εἴτε] τοῦτο om. 11 αὐτῷ]

 $\alpha \dot{\nu} \dot{r} \dot{\phi}^{\dagger}$  (i. e.  $\phi$  et  $\dot{o} \nu$  ead. m.) 15  $\tilde{\eta}$   $\kappa$   $\sigma$   $\tau \alpha$   $\tilde{\eta}$   $\kappa$   $\sigma$   $\tau$   $\sigma$   $\tilde{\eta}$ τῆς 17 μεγάλην πόλιν] μεγαλόπολιν: — 18 litteris rubris praescriptum βασιλεία του φωνά νικηφόρου: — 21 ὁ Βάρδας] ὁ οπ. 22 ὁ τοῦ Νικηφόρου δὲ] ὁ δὲ τοῦ νικηφόρου 26 εἰ περισταίη τὰ τῆς β.] εἰ τὰ τῆς β. περισταίη 31 καὶ τραχύτησιν ante ἐξετράχυνεν οπ. 32 αὐτοῖς] αὐτῆς.

77, 1 τὸ τοῦ] τὸν τοῦ 3 δη post τοῦτον om. 8 πληθει ἀστυκῶν] πληθη ἀστικῶν 13 καὶ ὁ μὲν] ὁ μέν γάο 14 άντεισήει αὐτὴν είσήει 22 έξωσθείσα] θησ α

έξωθείσ (sic ead. m.) ib. πέτριον] πετρίον.

78, 4 δουλεύση] δουλεύσει 7 μετὰ ταῦτα post δέ τις om. 15 ποινούται δέ] ποινούται τοίνυν 24 πρωτοπαπάς] πρωτοπαπάς Στυλειανός] στϋλϊανός.

79, 10 συνέπυρσεν] συνεπρήσεν (sic ead. m.) 22 Δοιζίβιον] δοϊζίον 23 'Ανάβαοζιν, 'Ρωσόν τε] ανά-βαοζον δοσόν τε 30 μεν post αὐτὸς om.

80, 8 κατέπλευσε] έξέπλευσε 10 βιαίαις πνοαίς] πνοαίς βιαίαις 12 Κωνσταντίνου τὰς] κωνσταντίνου πόλιν τὰς 16 έωω om. 18 τῆς αὐτοῦ] τῆς έαυτου 27 Post των δ' addit ἀντοχέων (i. e. Αντιοχέων) ο πιλειπόντων ἐπϊλϊπόντων.

31, 4 post τοιοῦτος addit οὖτος 14 πρὸς τῆς] το της 19 πρός ους τοῖς πρός ους 23 'εμημένας απονενεμημένας.

2, 1 εὐθυτάτης] εὐθύτητα 7 ἐτεθνήκει] ἐτεθνή-8 γηρεύουσαν] γηρεύσασαν 13 στρατευτικοί] στρατευταί 17 στρατίαις στρατείαις 18 μεταγράφοντες] μετεγγοάφοντες 26 άναιοουμένους] άνηρημένους.

83, 7 τεταρτηρόν] τεταρτερόν 20 καὶ οί] οί δὲ 24 δ'] δι' 30 εἰ μὲν] εἰ μὴ 32 δύναιτο] δύναται.

84, 5 τυραννείον] τυραννεί 6 περιποιήσασθαι συλακην άσφαλη ασφαλη περιποιήσασθαι φυλακην 11

'Ορόντη] όρρόντη 25 τοσοῦτον] τόσον.

85, 2 λέγεται] λέγεσθαι 14 καὶ post παρείθησαν om. 20 all ante ov om. 21 ro Boverty rov βούρτζη 26 εξέμηνε κατά του βασιλέως καὶ κατά δήμου] κατὰ τοῦ βασ. ἐξέμηνε καὶ κατὰ τοῦ δήμου.

86, 17 διεδέδοτο] διαδέδοτο 22 πολεμίων] πολέμων ib. αὐτῷ κάντεῦθεν] κάντεῦθεν αὐτῷ 24 αὐτοῖς]

αὐτῷ 27 τοῦ] ἐκ τοῦ.

87, 9 Ούγγοων] ούγκοων των ante Βουλγάρων om. 29 φρικωδέστατος habet cod. in mg. ead. m. praeposito γρ., et in textu est φοβερώτατος 31 ανεμοί] καὶ ἄνεμοι.

88, 2 ταμεωυλκῶν] τϊμϊουλκῶν 4 Post  $\tilde{\eta}$ ν omittit κατὰ τὸν Σολομῶντα παροιμιαζόμενον 8 ἐνδειξάμενος ενδειαν] ενδειαν ενδειξάμενος 15 οι δή γε] δή οm. 24 ίστοφουμένω] ύστεφουμένω καπηλινή] καπηλική 25 ἐπήμυνεν ἐπέμεινεν 27 ἐπιξαίων ἐπιξαίνων 31 καί οι μέν] οι μέν οὖν.

89, 1 ad mg. ση. (i. e. σημείωσαι) θαυμαστον άστεῖον 5 αντεφθέγξατο] ανεφθέγξατο 7 επωμισάμην] επωμοσάμην 11 έφωτικώς] έφωτικός 19 έπτεμεῖν καὶ

post βασιλείδια om.

90, 3 ώπει δε κατά το θέμα post εκέλευσε om. 8 απεκάλυψε | έξεκάλυψε 10 και λέμβω έμβεβηκώς post νυκτών om. 12 λέων λελάξευται έν αὐτω λέων έστιν έν αὐτῷ 13 κατέχων τὸ κέρας αὐτοῦ καὶ περιστρέφων πατέχοντι το κ. αὐτοῦ, περιστρέφων 15 καθημένην] καθειμένην 24 χαμεύνην] χαμαιεύνην 28 αὐτῷ] αὐτῷ δεινῶς, et ad marg. ἀναίρεσις τοῦ φωκᾶ νικηφόρου // αὐτῷ εἶτα.

91, 7 θορύβου δέ] καὶ θορύβου 10 καὶ τοῖς σ. δια θυρίδος] και δια θυρίδος τοῖς σ. 13 ἔγγραφόν τι] τι om. 20 In codice caput finitur post v. χοεών. Tum sequitur in altera linea novum caput sic inscriptum: βασιλεία Ἰως του τζιμισηή: —

92, 2 τε post μετελθών om. 24 την της έκκλησίας ἐπιτρέπεται εἴσοδον] τὴν εἰς τὴν ἐκκλησίαν ἐπιτρέπεται εἴσοδον 30 ἀλλ' ἀναμεῖναι τὴν] ἀλλὰ μεῖναι ὅσπερ τὴν 32 αὐτοκράτορα post τὸν om.

93, 12 Χαρχηδονίοις] καρχηδονίοις 14 τη Δάφνη] τη om. 24 Βυρίσην βορίσην τε 32 και τοῖς γαυνωθέντες om.

94, 10 και δ τούτων - δπλίσαντες om. 13 Παν-

νονίαν πανονίαν.

95, 3 και ημίτομα τὰ μέρη αὐτοῦ τοῦ ἵππου ἐκπεσείν] καὶ ἡμίτομα τοῦ ἵππου τὰ μέρη αὐτοῦ ἐκπεσεῖν 4 οἱ βάρβαροι τὸ] οἱ βάρβαροι δὲ τὸ 5 ἐξέπεσον] ενέπεσον 7 δε om. 8 τους] της 9 περιελείφθη-σαν] περιεληφθησαν 11 'Αμασείας] αμασίας 22 έγκόψαι] έκκόψαι 29 είς] πρός 31 περιλειφθείς] περιληφθείς.

96, 4 συντονωτέρως] συντονωτέρας 7 καὶ ονείδεσι post έβαλλε om. 10 έγγίσαντος om. 16 ἀφί-

σταντο] ἀφίστανται 21 προς τα ead. m. 23 την ante θυγατέρα om.

97, 4 Περσθλάβας πρεσσθλάβος 6 δέ om. 12 περοθλάβας et sic sq. 18 πολλούς om. 20 Ρωμαίων ante καὶ την om.

98, 2 πασι] πασι δὲ 8 τὸ ὀχύρωμα, καὶ οῦτω καταιδέσας τους στρατιώτας έσχεν επομένους αυτώ καί ήλω το φρούριον και των έν αὐτῷ] τὸ ὀχύρωμα. κάντεῦ-

έκει συνέθεον απαντες και ήλω κακείνων σπουδή

ιχύρωμα καὶ τῶν ἐν αὐτῷ 14 τὸ ξοδόστολον su-scr. ead. m. 20 ἐπ' ἀλλήλαις] ἐπ' ἀλλήλας 29 α] πάντας 32 Κωνσταντίας] πωνσταντείας. 1, 19 ἐπιχόλως ἐπισχόλως 24 περιεκάθητο] περικάθηται 27 δε post λιμώ om. 29 οὐ μέντοι]

ούδε μέντοι γε.

100, 5 συμπλέπονται] προσπλέπονται 8 δ' έφωράσατο] δ' εφράσατο 11 υπετίθετο] υπέθετο 12 υποχωρούντα] χωρούντα 22 και post λέγεται δε om. 27 ήμεραν επείνης τῆς μάχης] ήμεραν τῆς μάχης επείνης 28 άγιου ante Θεοδώρου om. ib. τοῦ εν μάρτυσι περιωνύμου] τοῦ περιωνύμου εν μάρτυσι 29 γοῦν] οὖν 32 ἀποπέπλειστο] ἀπεπέπλειστο.

101, 3 δυσαριθμήτους] δυσαρίθμους 4 περιλειφθέντες] περιληφθέντες 6 άγιος ante Θεόδωρος om. 7 βαρβάρων] τῶν βαρβάρων 19 Εὐχανίαν ἢ Εὐχαίταν περικαλὶῆ] εὐχάϊναν ἢ εὐχάϊτα περικαλὶ 25 αθέῶν] αἰτῶν 27 Ταυροσκύθην] σκύθην 31 ἤτήσατο] καὶ πτήσατό τε.

102, 27 τοῦ σκαμανδοηνοῦ post Βασελείου om. 31

τοῖς ante 'Pωμαίοις om.

103, 5 έπηγάγετο supersor, ead. m. 15 μèν om. ib. πλείους δὲ] πολλοὶ δὲ 20 κατεργαζόμενον τὸν πεπωκότα τὰν πεπωκότα κατεργαζόμενον 25 μόρον] τὸν μόρον 26 οὖτος οὖν] οὕτως οὖν Et ad marg. τελευτή  $^{7}$ Ιω $^{8}$ τοῦ τζιμϊσκῆ 29 πρὸς τῷ ἡμίσει — δέ μὲ] πρὸς τὸ ἡμίσῦ — δέ γε.

104, 13 Adscriptum litteris rubris βασιλεία τοῦ πορφυρογεννήτου βασιλείου τοῦ υίοῦ βωμανοῦ τοῦ παιδίου:

— ib. Post ἀποκατίστη addit τοίνου 18 ὁ πρωτοπρόεδρος] ὁ πρόεδρος 19 βασιλεύς ante Bασίλειος om. 22 μεταγείρησιν] μεταγείρισιν 25 τὰ om. 30 κατάγει τὴν τούτους τεκοῦσαν] τὴν τούτους

κατάγει τεκούσαν.

105, 2 την ] την του 6 ποοβέβλητο ] ποοεβέβλητο 21 συμπεριλαβών συμπαραλαβών 24 έπείνον ] ένος 25 έγχειρίσαι | έγχειρήσαι 31 δε om.

106, 7 ὑποδησάμενον ] ὑποδϋσάμενον 11 ως οι | ως γοῦν 12 περὶ] παρὰ 13 πρὸς ] καὶ πρὸς 19 εἰποιεν 23 παρὰ τοῖς] περὶ τοῖς.

107, 2 πρός τι έντεῦθεν δέος] πρός έντει

δέος (sic relicto spatio) 20 γινομένης] γενομένης 21 κατὰ] κατὰ τὴν 24 τῆς] τὴν τῆς 26 καὶ μέντοι κὰ χρονοτριβήσας ἐκεῖ] καὶ μέντοι ἐχρονοτριβήθη ἐκεῖ 28 οὖν] γοῦν 30 ἐπέχωσεν] ἐπέχρωσεν.

108, 1 ήμιδεεῖς] οὐδ' ἡμιδεεῖς 9 μεγάλην πόλιν] μεγαλόπολιν 21 καὶ δ] καὶ οm. 22 μέλλων οm.

109, 1 ἐπανετείνατο] ἐπανετείνετο 4 ἴππου τοῦ Φωκᾶ] βππου τοῦ Φωκᾶ ib. ἀπήγαγον] ἐπήγαγον 11 ἀπορούψαντες] ἀπορούψοντες 15 ἐκρόανεν] ἐκρόαινεν 18 αὐτῶν] ἑαυτῶν 22 ἀπὸ] ὑπὸ 26 καὶ τοῦτο] καὶ οm. 31 μεθ' ἑαυτοῦ] μετ' αὐτοῦ 32 ἀμνήστὲἰαν] ἀμνηστίαν.

110, 3 μετ' ἐπείνου] μετεπεῖνον 4 τὸν] τὸν τὴν
11 ἐχήρευσεν] ἐχήρευεν 12 τῶν ante Βουλγάρων οm.
18 πομήτων] πομίτων 20 ὅστις] ὅς 28 Μωυσῆς]

μοσής 32 πολέμοις post έμφυλίοις om.

111, 15 Κοντοστέφανος] ποντοστέφανος στέφανος:

24 στρατάρχαι] στρατϊάρχαι.

112, 14 οἱ δὲ καὶ] καὶ οm. ib. Χαρσιανῷ] χαρσιῶνῦ 20 τῶν Σαρακηνῶν] τῶν οm. 23 αὐτοῦ τοῦ — αὐτῶν οm.

113, 1 addit και ante ήρευνώντο 4 ο σκληρος post

παρειληφώς om. 21 απένειμε] απένεμε.

114, 8 καὶ Αξυπτον post Μεσοποταμίαν οπ. 20 περιιών] παρττών 27 κατὰ τῆς γῆς] κατὰ γῆς 30 τὴν ἐκείνου ἀναίρεσιν] τὴν ἀναίρεσεν ἐκείνου 32 μη-δαμῆ] οὐδαμῆ. Et in marg. litteris rubris ὅτι ὁ Φωκὰς κατέστρεψε τὴν ζωήν.

115, 1 τὸ μέντοι] τό γέ τοι 8 ἀγοιώτερος] ἀλλοιότερος 18 μικρὸν] μικρὸν καὶ 19 κατεψηφίσατο] κατεψηφίζετο ib. ἐκείνω] ἐκείνου 20 ἀφείλετο]

ύφείλετο 32 βασιλείας] βασιλείοις.

16, 1 μόνω] μόνου 8 συνουσία] συνουσίαις τουν υπερερειδόμενος] ὑπερειδόμενος 25 πρὸς τὸν αὐ- άτορα καὶ οm. 31 λάθετ' ἢ οὐκ ἐνόησεν] λήθητ' τ ἐνενόησεν.

17, 4 έκοινώσατο] έκοινωνησάτην 6 καταλέλυται]
13-το 10 κωλύει] κωλύη 29 τούτων] τούτου.

118, 5 κεχειφοτόνηται] κεχειφοτόνητο 9 τὰ Μακεδόνων ] τὰ κατὰ μακεδόνα ib. ἀλλὰ] ἀλλὰ καὶ 16 ή κατ αὐτοῦ τῶν] ή τῶν 20 αἰφνίδιον ante ἐμβάλ-31 ⊿οβοομηφοῦ ] δοομηφοῦ.

119, 1 ύποκορίζοντες post Νικολίτζαν om. ούτω] ούτος 20 αμετάπειστος] αμετάπίστος. 24

έπανελθών] έπελθών.

120, 17 πορφύραν ανεκόσμουν, εν' έχη πορφύραν

έκόσμουν εν' έχοι 26 πολέμου] πολέμων.

121, 20 έτερωθίπουθεν] έτέρωθέν ποθεν 33 καί λαθών τους Βουλγάρους] και τους βουλγάρους λαθών.

122, 19 ὑπισχνεῖτο] ὑπισχνεῖται 29 ἀρχηγοῖς ώκο-

δόμητο δκοδόμητο άρχηγοῖς.

123, 8 φρούρια τριάποντα έπλ πέντε καλ άλλοι δε των βαρβάρων] φρούρια πέντε και τριάκοντα και άλλοι δὲ πολλοὶ τῶν βαρβάρων 13 ὑπισχνουμένη ἐκστῆναι τῆς Βουλγαρίας] ἐκστ. τῆς βουλγ. ὑπισχν. 28 τιά (typothetae error)] τιά ρα 32 λόγου om.

124, 7 της Κωνσταντινουπόλεως της έν κωνσταντινουπόλει 10 τῶν Κραβάτων] τὧν χορβάτων άπέκυψαν] ὑπέκυψαν 24 ὁ Γεώργιος] ὁ om. ὁμηρίαν] ὁμηρείαν 32 βραχέως] βραχέος. **27** -

125, 2 δατώ om., sed relicto spatio. 10 και πρός om. Et in margine litteris rubris τελευτή τοῦ βασιλέως βασιλείου 12 Post hoc caput litteris rubris βασιλεία κωνσταντίνου αδελφού του βασιλείου ib. Post βίου omittit έρραστωνευμένου τε καί.

126, 13 ταύτας τεκούσαν post την μέν om. καθιερώθη] καθιέρωτο 23 ους] ος 28 ώς κα**ι**]

καὶ om.

127, 7 dè nal] nal om. 17 In margine litteris rubris περί τοῦ δαλασσηνοῦ 23 εὐγενῆ τε] εὐγενέτην τε

25 αίρεῖται] αίρεῖ 28 συνεβίω] συνεβίου. 128, 9 καΐσαρ ἀναρρηθείς post ὁ μέν om. Post hoc caput litteris rubris βασιλεία δωμανοῦ τοῦ ἀρ γυροπούλου: — 17 έκκλησία om. 23 οίκονόμους οίκονόμον 30 συνηλάθησαν συνεληλύθησαν.

129, 21 ταῖς κατὰ Βουλγάρων σχολάζων μάχαις] σχ

λάζων ταῖς π. β. μάχαις 22 ἀσφαλίζεσθαι] ἀσφαλίσσαλίσσοδαι 26 ἰθύνοντος] ἰθύναντας.

130, 1 τη Σύρων] των σύρων 9 έσταλμένοι] ἀπε-

σταλμένοι.

131, 1 καὶ αν] καὶ κᾶν 16 Κωνσταντινούπολιν] Κωνσταντίνου, omisso πόλιν 23 ὥσπερ 25

πολλοί τῶν] τῶν om.

132, 6 καὶ πόλεις post χώρας om. 7 ἀφιερώσας] ἀφοσιώσας 15 τυραννίδα] ὡς τυραννίδα 18 ἐκφαυλίση τῆ 19 Πατζινάκαι] πατζινάκοι 27 ἀλλὰ τούτων μοίρα τινὶ περιτυχοῦσαι τριήρεις 'Ρωμαϊκαὶ πολλούς] ἀλλὰ τῆ τούτων περιτ. νῆες ξωμ. καὶ πολλούς.

133, 1 In margine litteris rubris περὶ τῆς αὐτογράφου ἐπιστολῆς τοῦ κῦ τῆς πρὸς τὸν αὕγαρον. 3 καὶ
τὸ] καὶ τὸν 5 σχεδὸν πᾶσαν post έφαν om. ib.
καραϊζούσης κεραϊζούσης 13 ἀνεκαίνησε] ἀνεκαίνισε
ib. τὴν μεγάλην πόλιν] μεγαλόπολιν, sine τήν 19 κατὰ
ταῦτα] καὶ ταῦτα 22 πεντηκοντούτης] πεντηκοντοῦτῖς 26 χρίμασι] χρίσμασι 29 πάντα μάτην] μάτην
πάντα.

134, 4 ή δὲ] ή δὲ καὶ 16 τούτω δ' ἦσαν όμαίμονες] τούτω δὲ ὁμαίμονες ἦσαν ib. γνησιωτέρας] γνη-

σιώτερον 29 γουν ούν.

135, 3 ετερον εποίησεν] εποίησεν ετερον 13 ἀποκαθίστατοι 14 ολκτειρήσας] ολκτείρας
17 εχουτα ὥετο. εἰσὶ δ' οδ λέγουσι μηδ'] εχουτα έθετο εἰσὶ δ' οδ λ. μη 18 ερωτα εἰδότα] εἰδότα οπ. 24
νεκοῶ] νεκροῦ 27 βαλανεῖον] βαλανείων.

136, 11 Post hoc caput litteris rubris βασιλεία μιχαήλ του παφλαγόνος: — 26 ενιοι δέ] οί δέ 27 ίεφο-

τελετίαν Γεροτελεστίαν.

17, 7 την ante πρός οπ. 9 μακράν] μακρόν τυναικωνίτην] γυναικωνίων 18 καὶ τίνος δ. παενοίτο οπ. 21 γὰρ] γὰρ καὶ 26 λιχνευόμενος τττώμενος οἴνου] λιχνευόμενος ήττητο γὰρ οἴνου μεν οὖν] καὶ τὰ μέν.

🤏 3 μοναχικόν μεν ενουμα πάλαι άμφιασάμενες,

τοῦτο δὲ] μοναχ, μὲν πάλαι σχημα ἐπενδυθείς τοῦτο δὲ 10 ἐπίθηται] ἐπιτίθηται 11 βεβαιώσαντα] βεβαιώσοντα 15 ἀξιώματι ἐτίμησε καὶ ἀξία τετίμηκε καὶ 17 Δάφνη] τη δάφνη 22 δίδωσιν] τίσωσιν 23 ἐνόρκους] ὅρκοις 25 της εἰσόδου] την εἴσεδον

139, 6 τῶν Μυσῶν] τὰ μυσῶν 22 αὐτῷ] αὐτοῦ ib. καὶ τὸν] καὶ om. 24 ήβηδὸν] ήβαδὸν 26 Κωνσταντῖνος 31 σπείσασθαι] σπείσασα.

140, 1 μετ' αὐτῶν] μετ' αὐτῆς 8 ἡγεμονεύοντες] ἄρχοντες 14 ἐξεπόρθησε] ἐξεπόρθησαν 17 αὐτὴν] ταὐτην 20 ἐπήχθετο] ἐπήχθηστο 31 ἤκουσε δὲ ἐκ πιβωτίου τινὸς ἐρωτῶντος ὅπη εἰσὶν καὶ εἰς] ἤκουσεν οὖν ἐκ πιβωτίων τινὸς ὅποι εἰσὶν ἐρωτῶντος καὶ εἰς.

141, 8 οἴκοι τὸ σῶμα] τὸ σῶμα οπ. 16 ἴσως post ἡττηθεὶς οπ. 21 ἐν οπ. 24 και τι ἀνθυπενεγκόντος post ὕβρεις οπ. 26 τῷ γυναικαδέλφω] τῷ ἀδελφῷ 29 ἀναχθεὶς] ἀχθεὶς ib. ἡ σύμπασα δ' ἀρχὴ τῷ Στεφάνω περιελήλυθε. καὶ ἡ νῆσος οὐκ εἰς μακρὰν ὑπὸ τοὺς ᾿Αγαρηνοὺς καὶ αὖθις ἐγένετο· ἀπειρία] ἡ πᾶσα δὲ ἀ. ὑπὸ τὸν στέφανον γέγονε· καὶ ἡ νῆσος οὐκ εἰς μ. περιελήλυθε τοῖς ἀγαρηνοῖς ἀπειρία 32 αἰσχροκερδείας] αἰσχροκερδεία.

142, 2 ἐν αὐτῆ ἐν αὐτῆ ἄρχοντος 3 στρατηγοῦντος ἀνδραγαθία, οὖτος δ΄ 3 στρατηγία· οὖτος δ΄ 8 οδ αὐτῷ] καὶ οῦ αὐτῷ 14 τῶν οπ. 15 τοῦ] ἡ τοῦ 18 οὖν] γοῦν 26 ὅσων ἡ βασιλεία δεῖται] ὅσων ἡ

πολιτεία δείται.

143, 15 περί αὐτον] περί αὐτῶν 25 τοῦ] τὰ τοῦ 27 διεφθάρσθαι] διεφθάρθαι.

145, 23 dè dè τω 26 και post κοινωνία om.

27 γοῦν] οὖν 32 ἐξ ὑμῶν] ἐξ ἡμῶν.

146, 23 ἀποστάτας] Σκύθας 26 διαφανούσης φανούσης 27 τοῖς τῶν Βουλγάρων δρίοις] τοῖς τῶν σκυθῶν τούτοις δρίοις 29 καί τι συμβὰν] καί οι συμβὰν 32 ῶν καί τι] ἄν, ἔτι.

147, 14 τοῦ ἔθνους τοῦ om. 17 αὐτῶν post τ-

θις om. 31 αὐτοῖς αὐτῆς.

148, 1 ὑπόπτευον] ὑπώπτευον 8 βούλεσθαι]

λεύσασθαι 27 τελετήν, καὶ ἐπενδύεται τὸ] τελετήν ἐνδύεται δὲ τὸ.

149, 3 ὅλος] ὅλως 7 μονὰς οπ. 13 ὁ βασιλεὸς οὖτος post ἰστόρηται δέ οπ. 16 Praescriptum litteris rubris βασιλεία μτχαήλ τοῦ καλαφάτου. 19 μεταμελόμενος] μελόμενος 30 προβάλλονται] προϊσχονται.

150, 6 το Μ. το σκήπτοον] το σκήπτοον το Μ. 11 μεν post υπουλος οπ. 17 περί] παρά 21 δ

μέν δέ] 6 μέν οὖν 27 συνθακοῦν] συνθωκοῦν.

151, 3 έφελκύσωνται εὐλαβηθεὶς διὰ] έφελκύσωνται, άλλὰ διὰ 14 ὑπεροψίαν προσωνείδισε καὶ κακοήθως ήξων] ὑπεροψίαν ὁ βασιλεὺς προσωνείδισε τὴν πρὸς ἐκεῖνον συνέλευσιν εὐλαβηθεὶς τῶν πολλῶν καὶ κακοήθως ήξων.

152, 1 ε $l_2$  τους  $l_3$  τους ε $l_3$  12 συμπλέκει] συμπλάττει 14 καταγορε $\tilde{l}$  κατηγορέ $\tilde{l}$  15 τ $\tilde{l}$  νήσω του πρίγκιπος λεγομένη] τ $\tilde{l}$  νήσω τ $\tilde{l}$  λεγομένη τοῦ πρlγκι-

πος 17 προγονίας] πενταγονίας.

153, 6 περιδεής τε] περιδεής τις 12 τινές — ἀφιέντες] τινας — ἀφιέντας 20 ἀνερράγησαν] ἀνερρώγεσαν 24 προσχηματισθείσαν] πρὸ μετασχηματισθείσαν 26 τῶν πατρώων αὐτῆς θεραπόντων παραλαβόντες, ἀφιεντο] τῶν αὐτῆς θερ. παραλ. πατρώων, ἀφίκοντο 30 καὶ ante τῶν τοῦ δ. om. 31 Αὐγούστα post Θεοδώρα om. 32 τοῦτο δὲ] δὲ om.

154, 3 τε post αὐτός om. 10 ἐκβεβληκότα] ἐκ-

βεβλημένον 17 περί] έπί.

155, 4 βραχύτερον επὶ βραχύτερον 5 Praescriptum litteris rubris βασιλεία ζωῆς καὶ θεοδώρας: — 7 ὑπεῖχον (lypothetae error) ὑπεῖκον 10 τελετὴ ἡ τελετὴ 11 τοῖς βασιλεύσι] τῶν βασιλέων 14 ἐντεῦθεν ante ἐντυχίαι οm. 19 τῆς] τῆς τοῦ 20 ἵμεροι ροι ιέξεως om. 30 μαχλοσύναις προσκειμένην] μαγίκι μα προσκειμένη.

3, 2 ώς post τούτφ om. 8 τῶν εὐγεγονότων] ται γενέτην 9 χοηματήσαντα] χοηματίσαντα 22 δε σι] δή τισι 26 ἐπανῆλθε πρὸς τὴν] ἐπανῆλθεν

εἰς

157, 3 ή γαμική Γεροτελεστία] ή Γερ. ή γαμική 7 βασιλικόν] 'Ρωμαϊκόν 9 Praescriptum litteris rubris βασιλεία τοῦ μονομάχου κωνσταντίνου: — 26 τοῖς λόγους μετιοῦσι] τοὺς λόγους μετιούση· 28 τὰ μὲν] τὰ μὲν οὖν 29 οὖκ] οὐδ'.

158, 1 Ἰλλυρικοῖς ξμφολεύων] ἰλλυρικοῖς ξμφωλεύον 3 ηγγέλθη] ηγγέλλη 7 ξγχειρίσας] ξγχειρήσας 17 αὐτῷ] αὐτοῦ 30 ξπιχορηγοῦσα] χορηγοῦσα 31 καὶ

ante ένδεία om.

159, 6 παρήνεγκεν αὐτῆ] αὐτῆ παρήνεγκεν 14 δ μονομάχος οm. 22 ποταμόν] ποταμούς 25 συνοικοίη διηνεκῶς] συνοικοίη διὰ παντὸς 26 εἰς τὰ] πρὸς τὰ 27 πρότερον περὶ τούτου] περὶ τούτου πρότερον 29 γυναίκοιν] γυναίοιν 32 ἀπονεμηθείσης καὶ ἀξίας καὶ κλήσεως καὶ ἀνομάζετο] ἀπονεμηθείσης τιμῆς καὶ ἀνομάζετο.

160, 6 τοσούτον] τόσον 15 πολεμήσων] πολεμη-

σείων 28 ἄχθος αχος.

161, 2 καί om. ib. πολλοί — προσεχώρησαν] πολύ — προσεχώρησεν 6 μεν om. 10 αὐτοῦ καί] καὶ om. 17 προσέβαλον] προσέβαλλον 23 καὶ οἶς ἐμβοήσειεν] καὶ οἶς ἀν ἐνεβόησεν 32 καὶ ante πτοία om.

162, 9 λεγομένου] λεγομένη 22 δουλείαν] δούλωσιν Deinde in marg. litteris rubris περί πατριαρχῶν.

163, 11 έξ 'Ορέστου τοῦ 'Αγαμέμνονος post 'Αδριανοδ om. 16 οἶα δὲ] οἶα καὶ 30 Τορνίκιον] τορνίκην

164, 8 Τορνικίω] τορνίκη 17 ἄγουσιν αὐτὸν την ἄγουσι την ib. η ante σπουδη om. 22 ὑπερέτρεφε ὑπέτρεφε 25 ἔργου] ἔργον 30 των ἀστῶν post εἰ πετῶς om.

165, 7 ήξίου] ήξίουν 13 θεράπουσι] θεραπεί ουσι 17 τον άντίπαλον] το άντίπαλον.

166, 1 εί γοῦν] εί οὖν 2 πόλεμος] πολέμιος Τορνίκιον] τορνίκην 11 οί δέ γε περί] οῖ γε μὴν περ 12 ἄλλοσέ πη σὺν τῷ θώκῳ μετήνεκτο. ὃν δ' εἴρηπα τρόπον τὸν Τορνίκιον διαφυγὸν τὸ εὐτύχημα] ἄλλός (si ω in o corr.) σέ πη τ. θ. μετήνεγκεν · ὃν δ' εἴρητο τρό

πον διαφυγόν τον τορνίκην το ευτύχημα 16 πάλιν]

αύθις 19 ὁ τύραννος] ὁ τυραννῶν.
167 4 ἐπολιπόντες 1 λιπόντες 7

167, 4 ἀπολιπόντες] λιπόντες 7 μόνων] μόνον 11 Τορνίπιος] τορνίπης 20 τῶν Ῥώς] De hac expeditione Russorum vide chronographiam Pselli eiusdemque epistolas: unde patet penetrasse Russos usque in sinum Nicomedensem C. B. HASE. 25 οὖν] γοῦν 27 παρ ἐαυτῶν] παρ' οπ. ib. ἀντωνούμενοι] ἔξωνούμενοι 29 ἐπηπολούθουν.

168, 1 συγκινήσεως καθ' ήμῶν] καθ' ήμῶν συγκινήσεως 14 μὴ οm. 19 αὐτοκράτωρ] κρατῶν 31

κατετευτυχήθη (typothetae error)] κατευτυχήθη.

169, 8 επηνέχθη επήνεκτο 13 ηϊόσι ήόσι ib. έκβρασσομένους του κλύδωνος post διέφθειρεν om. ούτωσί ούτοσί 22 δ' ή Περσων άρχη, των Μακεδόνων έφ' ξαυτούς τραπέντων και άντιμαχομένων άλλήλοις, ίσχυσε πάλιν την άρχην άνασώσασθαι, ώς έμπροσθέν μοι Ιστόρηται, ή δ' αύθις ύπὸ Σαρακηνῶν τὴν έξουσίαν αφήρητο δεδούλωτό τε Σαρακηνοῖς, και ούχ ὑφ' ενα ήσαν ήγεμόνα τελούντες πρός άλλήλους τε καί ούτοι στασιάσαντες είς άντιπάλους μοίρας διήρηντο καὶ άλλήλοις επήεσαν. Μουχούμετ οὖν ὁ τοῦ Ἰμβραήλ δ' ή περσῶν ἀρχὴ ἢ μᾶλλον ἡ μακεδόνων ἡ τὴν περσῶν βασιλείαν καθείλεν ύπο σαρακηνών καθήρητο είτα καὶ ούτοι προς αλλήλους στασιάσαντες είς αντιπάλους μοίρας διήρηντο καὶ ἀλλήλοις ἐμάχοντο· μουχούμετ ὁ τῆς ἰμβραήλ 28 Βασιλείου πορφυρογεννήτου κατά] βασιλείου του βασιλέως κατά 31 Μουχούμετ ταγματάρτης ταγγρολίπιξ Μουκάλετ μεθ' ών ὁ Μουχούμετ] μουχούμετ στρατηγός ταγκοδλόπιξ μουκάλετ συν τούτοις δ μουχούμετ.

170, 5 ετέροις] ετέρους 9 ή δε γέφυρα επεπύργωτο] ή γέφυρα δ' επεπύργωτο 10 εφειστήπεσαν] εφειστικού 15 στράτευμα] στρατεύματα 24 άλλων] ων αὐτοῖς 25 λεηλασίας] λεηλασίαις 27 'Απασία ] ἀσπαχὰν 28 καὶ οπ. ante Σαρακηνῶν ib. 1 χούμετ διέφθαρτο] μουχούμετ ἀπέθανεν 30 Ταγ-

ι ζουμει σιεφυαρισς , 'πιξ] ταγκρολόπιξ.

71, 3 Ταγκρολίπικι] ταγκρολόπικι 12 Βααπρα-

κᾶν] βαασπαρκᾶν hic et infra 20 διηγείται] διηγείτο 23 Ταγκρολίπιξ] Hic sic primum et postea 27 Χωρασμίων] γορασμίων 32 προσησχόλυτο] προσησχόλητο.

172, 2 'Ρωμαίοις] δωμαίους 6 καὶ άλὶμ άβραμίω cum spiritu aspero 10 ἐδήλωσε] δεδήλωκε 17 Hic άλὶμ 21 οὖν] γοῦν 22 αὐτὴν ἐλεῖν] ἐλεῖν αὐτὴν 29 Τούρκων ἀρχηγὸς ὁ ἀλὶμ] τούρκων στρατηγὸς ὁ ἀλὶμ.

173, 4 κατανάλωτο] κατηνάλωτο 19 τῷ Σουλτὰν] τὸν σουλτὰν 20 τοῦ Δ. μαθών] μαθών τοῦ Δ. 21 τὸν Σουλτὰν] τὸν σουλτάνον 24 Τούρκων χενέσθαι αὐτῶν] τούρκων ζητῶν γενέσθαι 25 δωρεὰν] δωρον 26 αὐτῷ post στέλλει om. 30 πάλαι ἡν παρ ὅπερ

ήμιν δπερ πάλαι ήν παρ' ήμιν.

174, 1 χαλιφά θανόντος τὸν τελευτήσαντα διεδέχετο]

γαλιφά φθαρέντος, έκεῖνος τὸν τελευτ. διεδέξατο (superscr. ead. m.) 3 μεγάλην πόλιν] μεγαλόπολιν Ad marginem adscriptum rec. m. ἐντεῦθεν οίμαι κατὰ τὸν τοῦ γοσρόου χρόνον, τὰ ζωμαίων ἤρξαντο καταδουλοῦν οί πέρσαι συνεπιόντες -λλλν . . . . ΄ . ΄ των περσων άνηρι ή δυναστείαν τοῦρχοι. Scripta haec sunt negligentissime et atramento evanido; item post συνεπιόντες linea paene tota vermibus exesa; quamobrem non potui omnia legere, nec tempus est nec operae pretium coniecturis operam dare, initio tamen legerim χοσφόου χρησμού, et sub fin. αντιοχίας. FR. HASE. Quod ex codice χροπή obscure scriptum attulit Hasius χρόνον potius est quam χρησμόν. 7 Τούρκων γένος τῆς έφας απάσης τούρκων έθνος της ε. πάσης 11 έθνος κατά] έθνος αύθις κατά 15 παρά τῷ έθνει] παρά τὸ ἔθνος 27  $\times \alpha$  ante  $\epsilon i_S$  om. ib. τα παρίστρια τὰ πάτρια.

175, 4 κωλύση] κωλύσει 5 ήπείλει post πρόσφυγα om. ib. έξειν] έξει 7 γενήσεσθαι οὔτε κωλύσω 12 κατειληφώς] κ. τ-λαβών 17 ποτίμων] πομάτων 21 οὖν] γοῦν 5 δ' post τούτων om. 29 ἀφαιρεθεῖν (sic)] ἀφαιρε ν.

176, 4 κατά την εφαν μετά τῶν Τούρκων ήσαν: ντεκαίδεκα] μετά τ. τούρκων ήσαν κατά την εώαν; τ τε

8 διεπεραίωσεν] διεπέρασεν 15 συντεταγμένην] συντεταμένην 20 στράτευμα] στρατεύματα 22 τῆς ante Μακεδονίας οπ. 30 καθ' ξαυτοῦ post ἐπιβουλὴν οπ. 177, 26 τὴν εἰς τὸν] τὴν πρὸς τὸν 32 ἀνετῶς]

178, 1 καν καὶ] καὶ οm. 3 αὐτὸ] αὐτῷ 5 ἐπ΄ αὐτοφόρω] ἐπαυτοφώρω 11 σὺν ἐπιστήμη post μετιών δὲ 16 λέγεται δὲ τῆς οἰκοδομῆς om. 18 κυνηγεσίου] κυνηγίου 23 πρὸς τὸ δημόσιον post αῖ om.

28 Pωμαίων] ξωμαΐδας 32 In marg. litteris rubris

τελευτή της βασιλίδος ζωής.

179, 1 δε δε ως 11 ὅμηρον] ὅμηρα 14 τὴν ante θεραπείαν οm. ib. θεραπείαν ἀπέταξε καὶ πλούτου χορηγίαν δαψιλεστάτην. καὶ εί] θεραπείαν καὶ πλούτου χορηγίαν ἀπέταξε καὶ εί 16 τὴν ante Θεοδώραν om. et λέγω om. post Θεοδώραν 19 ἄν post κατε κόσμησεν om. 27 αὐτοῦ] αὐτῶ 28 καὶ om. ante κυήσεως 29 ὑποστηριζόμενος] ἐπιστηριζόμενος.

180, 7 λέγος] τέλος 8 ἀνδράριον] ἀνδράδριον Alludit ad Aristoph. Ach. 517 ἀνδράρια μοχθηρὰ, παραπεκομμένα, ἄτιμα καὶ παράσημα καὶ παράξενα. 9 καὶ δυσγ.] ἢ δυσγ. 10 τοσοῦτο] τοσοῦτον 11 ἀττικίζον post ἀκριβῶς om. 14 μὲν post ἦν om. 26 πραγμάτων post πολιτικῶν om. 27 ἀνείργοιτο] ἀνείρ-

γητο.

181, 2 ἄνθρωπον] ἄνδρα 13 τοῦτο] τούτω In margine τελευτή μονομάχου: — 16 βασιλεύσας ἔτη ι $\tilde{\beta}$ : — μοναρχία τῆς βασιλίσσης θεοδώρας: Η δὲ βασιλὶς (sic

omisso fine cap. 28). 27 το πάλαι] τῷ πάλαι.

182, 2 ἔθνη — πεπίνηντο] ἔθνος πεπίνητ 19 ταῦτα ante τοσαύτης om. ib. μεταχείοησιν] μεταχείοιουν 20 αφελείας] ἀμελείας 29 ἐξέλιπε] ἐπέλιπε 31 Praes tum litteris rubris βασιλεία μιχαήλ στρατιωτικοῦ τοῦ τυτος: —

83, 8 ἐπεδείξατο] ἐνεδείξατο 13 χειρῶν οm. 18
α :α post Μιχαήλ οm. 21 δοκῆ τὸ γένος] τὸ γένος δ ἢ 29 ἐφείσατο post γλώττης om. 32 ἑαυτοῖς]

α ~ς.

~ · s v.

184, 3 εβουλεύσαντο. προτέραν δε δ λόγος ετέραν κατά τοῦ βασιλέως διηγήσασθαι νῦν ἐπανάστασιν καὶ ούτω πρός την των ανδρών τούτων έπανελεύσεται] έβουλεύσαντο άλλ' ετέραν κ. τ. β. προτέραν τούτων δ λόγος διηγησ. νῦν ἐπανελεύσεται 22 περιλειφθείς τῶν ἐπομένων αὐτῶ διασκεδασθέντων ἐξάγεται τῆς ἐκκλησίας καὶ ύπερορίαν καταδικάζεται εἰς τοῦτο δὲ τέλος τοῦ] περιληφθεὶς τῶν ἐπομ. αὐτῷ διασκ. τῆ ἐκκλησία προσπέφευγεν, όθεν ληφθείς ύπερορίαν κατεδικάσθη είς τοῦτο δὲ τέλος τοῦ 26 ἐπιγελώντες] ἐπεγγελώντες.

185, 8 αὐτοῖς] αὐτῆς 9 ἐλέανεν ἐν λόγοις] ἐλαίανε λόγοις 14 έκφηναι] έκφύναι 15 ουν post έδοξεν om.

186, 4 ενεκελεύετο εκελεύετο 7 της κεφαλής ante τριχών om. 10 των ante Λυκαόνων om. 21 αὐτω] αὐτῷ ήν 27 ἐπιζειρήσαντα] ἐπιζειρζσαντα 30 υπ αὐτῶν ὑπ' αὐτὸ.

187, 7 έχη έχοι 14 αὐτοκράτορα post στρατηγον

om. 22 κέρας τῶν κέρας τὸ.

188, 10 σοφώτατος ante Ψελλός om. 17 & Oopvβήθη μὴ β. λέγον] έθορύβει μὴ β. λέγων 18 ròv αύτων τον αύτον 27 τηρήσαι τηρήσειν 31 Thu

άργὴν τὴν αὐταργίαν.

189, 5 οτι δε τοις πλήθεσι ταυτα τοις συν έμοι άπαρέσκουσι, διττάς] ότι δή τοῖς πλήθεσι ταῦτα δή ἀπαφέσκουσι διττάς 20 δι' υμών om. post κάγώ ανατίθεμαι ύμῶν] ύμῶν ανατίθεμαι 23 οὖν] νῦν 30 ἔδοξεν απασι ἔδοξα<sup>ν</sup> απασι (corr. ead. m.) pro ως 32 της] την της. 190, 12 συνήνεσαν] συνίεσαν 21 σκηψις] σκήψεις

22 ἀπειληφότες] παφειληφότες. 191, 11 ἀνταπεκρίθησαν] ἀπεκρίθησαν 18 Praescriptum litteris rubris βασιλεία τοῦ κομνηνοῦ ἰσαακίου: — 18 γηφαιός ante Μιχαήλ om. 22 πάντας post a oδούς om. 29 τον δέ πατρ.] τον πατρ. δέ μαῖς καὶ τιμαῖς ib. ὑπερηφάνοις] περιφανέσιν.

192, 12 βασιλείοις δημοσίοις 14 κατασπαθης ν-

των ] κατασπασθησάντων 16 καί om.

193, 4 ἀφωσίου | ἀφοσίου 6 ᾶπασιν ήν μιση

απασι μισητὸς ἡν 10 σεμείοις] σεμνείοις 11 τὸν δὲ] τῶν δὲ 20 ταύτην] ταύτην αὐτὸν 21 ἐκεῖνον post βασιλέα om. 32 Post ἐκέχοητο omittit καὶ τῷ Ψελλῷ αἰτιαμάτων πολλῶν καὶ ἀλλοκότων συναγωγεῖ, α̈ ἐν τῷ κατ' ἐκείνου λόγω συνήθροισέ τε καὶ συνεγράψατο 32 διὰ τινῶν] δι' αὐτῶν.

194, 1 αὐτὴν δοκῆ] δοκῆ αὐτὴν 13 ἀποκατέστησεν ἐς τὰς] ἀποκατέστησε πρὸς τὰς 27 καὶ λυθεῖεν

post laly veier om.

195, 9 καὶ post ενα om. 10 ὁ Σελτὶ] ὁ σελ
14 Λοβίτζω] λοβιστῶ 15 Σεπτεμβοίου] σεπτεβοίου.
et sic semper 29 μεγάλην πόλιν] μεγαλόπολιν 30
ταύτης τῷ θεῷ χαριστήτω] ταύτης τὰ χαριστήρια τῷ

θεφ 32 άγία ante Θέκλα om.

196, 2 Post κίνδυνον omittit ναὸν δὲ πολλὴν κατηγοροῦντα τῆς ἐκείνου προαιρέσεως μικροπρέπειαν, ὓν δ ἐκείνου καθελὼν ἐξανέψιος ὁ αὐτοκράτως Ἰωάννης ὁ τοῦ Ἰλεξίου υίὸς σφόδρα μεγαλοπρεπῶς ἀνεδομήσατο εἰς ὄνομα τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ 3 οὐτος ὁ ἰσαάκιος post ἀπέθετο om. 5 ὁ σοφώτατος ante Ψελλός om. 12 αὐτοῦ] αὐτῷ 17 τοῦτον ante ἰστόρησε om. 20 τε om. ib. Post ἀφανῆ omittit ὃν οὐ σοῦ οἱ πολλοὶ, φάντασμα δέ τι δαιμόνιον ὑπειλήφασιν.

197, 5 Post ἀποδεχόμενος omittit σώφρων δὲ τὰ πρὸς την εὐνήν. λέγεται γάρ ποτε νοσησαι της οἰκίας αποδημών και παρὰ τῶν ἰατρῶν γυναικὶ μιγηναι πρὸς θεραπείαν τῆς νόσου προτρέπεσθαι, τὸν δὲ μη ἀνασχέσθαι ἐτέρω πλησιάσαι παρὰ τὴν σύνοιπον. 9 Praescriptum litteris rubris βασιλεία κωνσταντίνου τοῦ δούκα; — 22 τριήρει] τριήρη 24 τῆς συνομοσίας μετέχειν σπουδάσαντες post φωνή οm. 26 εὐρητο] εΰρηται 30 ιξπερ ὅπερ

32 ἐπιβιβάσαι] ἐμβιβάσαι.

98, 4 ούν] γούν '14 ὁ ante Κωνσταντίνος om. Post συγγένειαν om. διὸ καὶ τοῖς πλείσσιν οὐ Δού-

ια Δουκίτζης δ' ύποκοριζόμενος έπαινόμαστο.

99, 1 συνθήκαις προσθηκών ένεπίστευε. πρώτον με τουτ' έκείνω ήν σπούδασμα δεύτερον δε δικών ακ τεις και ψηφίσματα. οὐ πάνυ] συνθήκαις επίστευε,

καὶ εἰς ἀκροάσεις δικῶν. οὐ πάνυ 4 ἀποφάσεις αποβάσεις 8 δύο έντεῦθεν ταῦτα μνώμενος έαυτῷ] δύο ταύτα έντευθεν μνώμενος αὐτῷ 11 ἐπίπαν τῶν χοημάτων τῆ συλλογῆ] ἐπίπαν τῆ τῶν χοημάτων συλλογῆ 15 καταπονείσθαι ταπεινούσθαι 18 καί] δέ.

200, 3 δ λόγος δ om. 6 προήεσαν προίεσαν 10 μετα δώρων έσταλκως εσταλκώς μετα δώρων 11 τον το 15 στρατιώτας post λέγεται om. 17 ήγγέλθη] ηγγέλλη 25 πανταχόθεν] πάντοθεν 28 τῆς βασιλείας ἐπράχθη ἐπράχθη τῆς βασιλείας.

201, 3 της τετάρτης ινδικτιώνος της δ ιν Κωνσταντινουπόλεως | Κωνσταντίνου, sine πόλεως βουλής post συγκλήτου om. 24 αυτοῦ καταλέλοιπε τοισιν υξέσιν] τοῖς υξοῖς αὐτοῦ καταλέλοιπε τρισίν οὖσιν

26 μεν om. ib. τον Μιχαήλ καί] τον μι τε καί 29 οδ-

τος μόνος ] ούτος καί.

202, 4 άγωγην ] άναγωγην 11 τούτοις ] έπὶ τούτοις 19 εί μόνον] η μόνον 20 αὐτοῖς] αὐτῶν 22 Praescriptum litteris rubris βασιλεία τῆς δεσποίνης εὐδοκίας και των παίδων αύτης: - 27 αύτη αύτη 29 πολιτικών πολιτικοίς.

203, 7 Μελιτινήν] μελιτηνήν 18 Διογένην] δωγένη 23 λαμπρων] λαμπρού 27 Post κατεκρήμνισε omittit ενα μή έκειθεν κρατηθείς γνωριοι τους συνίστορας έταζύμενος κάντεῦθεν καὶ οὖτοι τιμωρηθώσι

πατζινάκαις ] πατζινάκους.

204, 1 δέ post γράψαντος om. 2 σοι post δώρον om. 10 το ante βημα om. 11 κατ'] ή κατ' έλαβε του ἀνδρὸς] τοῦ ἀνδρὸς εἰσήει 20 Καππαδοκίαν] καππαδοκών 26 άφέλητο] άφέλοιτο 31 προσομιλήση] προσομιλήσει 32 έρων] έρωη.

205, 3 rò d' égrl ante rò rov om. 3 rò aute χειρόγραφον om. 5 συνοικίσει συνοικήσει 9 δ έκτομίας ante απήτητο om. 14 Ρωμαίων των δωμαίων 16 τούτω] τούτοις 17 βασιλέα τεθνεωτα] τεθ

νεώτα βασιλέα 18 μη] μηδε 26 Διογένην] δ.~ ένη 30 Διογένης δ διογένης.

. 206, 1 Praescriptum litteris rubris βασιλεία φωμανοῦ τοῦ διογένους: — 4 σχεδὸν post ἤδη οm. 16 πρὸς τοῦτο] πρὸς αὐτὸ 20 οὕτω ante σωτηρίαν οm. 25 καὶ δ ἐ ἐπείγετο] καὶ δ ἐπήγετο 26 αὐτῶν] αὐτῷ 30 Φρυγίας τις ἔστιν μοῖρα, οἱ ἐν] φρϊγϊας ἐστὶν οἱ ἐν. 207, 8 οἰ] οἱ δὲ 11 ἐπανήεσαν] ἀπήεσαν 18

201, 8 οι οι οι 11 επανηεσαν απηεσαν 18 ήλευθέρωντο] ήλευθέρωτο 21 καὶ οm. 31 ήττημένων] ήττωμένων.

208, 12 εί γοῦν] εί οὖν 20 ἐναντίους] ἐναντίους μὲν 21 τοῖς ἐχθοοῖς ἀντεπιέναι] ἀντεπιέναι τοῖς ἐχθοοῖς 25 καὶ ante ἐτέροις om.

209, 13 συμβάλλων] συμβαλών 22 οί βάρβαροι]

οί εναντίοι 30 εὐθυνούμενον] εὐθηνούμενον.

210, 2 ἐκπεπορθηκέναι] ἐκπεπορθηκότας κατατουρίφ] χατουρίφ 15 ἐξακισχιλιοστοῦ πεντακοσιοστοῦ

έβδομηποστοῦ ὀγδόου] 5φοη.

211, 5 βασιλεύς κατ' αὐτῶν ἐβουλεύσατο αὐτίκα χωρῆσαι τῶν πολεμίων] βασιλεὺς ὅλος ἦν τοῦ αὐτίκα χωρῆσαι κατὰ τῶν πολεμίων 13 ὁ δὲ δείσας] διὸ δείσας 
ἐκεῖνος 15 καὶ τὴν] τὴν δὲ 17 διαπεραιουμένου] 
διαπεραιουμένη 26 κατεαγέντος] κατεαγότος.

212. 1 χαλινοὺς] χαλινὰ ib. τούτω] τοῦτο 2 dè post ἐπεῖθεν om. 3 Ἅλην] ἄλϋν 23 βουέννιον] βοῖένιον 28 βοῦενίου hic et in sequentibus. Cf. p. 289 sqq. ed. Duc.

213, 4 ἔστρεψαν] ἔτρεψαν 14 τοῦ] τὰ τοῦ 19 καὶ εὐθὺς οἱ Τοῦρκοι] οἱ τοῦρκοι δ' εὐθὺς 21 ὑλα-7αῖς] ὑλακαῖς 27 μετακαλεῖται] μετεκαλεῖτο 29

Σουλτάν ] σουλτάνου.

214, 3 Σουλτάν] σουλτάνου 14 πατασπηνωσάτω] έβουλεύετο

μετασπηνωσάτω 16 διελέγετο ead. m. 30 δείσας] π' δείσας.

`15, 1 τὴν στρατιὰν] τῆ στρατιᾶ 22 δὲ οm. 25 α  $\tilde{\nu}$ ] αὐτῷ 28 τῷ Σουλτὰν] τῷ σουλτάνω 30  $\tilde{\nu}$  οφρονῆσαι] ὑψηλοφρονῆσαι.

16, 4 Βασιλάπιος] βασιλάπης 4 άχθείς post πατι τνος om. in extrema pagina. 7 ένθους ώσπες] ώσπες ενθους 8 τε post ανέστησε om. 10 βασιλεί] βασιλεί σοι 13 τε om. 24 ὅτε εἰς Θεοδοσιόπολιν (sic).

217, 4 δέοι] αν δέοι 25 τον 'Αλυάττην] τον άλιάτην 27 Διογένην] διογένη et sic semper in seqq.

- 218, 2 γοῦν] οὖν 4 προσμίγνυται] συρρήγνυται 7 περικαθίσας] παρακαθίσας 13 διδόντος] διδόντες ib. πάσεται] πείσεται 17 ἐν αὐτῷ] ἐαυτῷ 18 ὡς ὑπόληψις ante φαρμάκου om. 20 ψῆφος βασίλειος] βασίλειος ψῆφος 29 σκήψεως] σήψεως 30 ἐκεῖνος ante ἀνήγειρε om.
- 219, 9 Καῖσας] καὶ καίσας 12 Praescriptum litteris rubris βασιλεία μι τοῦ δοῦκα τοῦ λεγομένου παρα-

πινάκε: — 19 τοῦτον] τούτων 24 γέμον] γέμων.

220, 1 τούτων] ὁ τοῦτο. 4 τῷ δοκεῖν] τὸ δοκεῖν 7 διαλέγοιτο] διαλέγεται 23 ἐπήεσαν] ἐπίεσαν τοὺς σφᾶς] τοῦ σφᾶς 28 βασιλικαῖς] βασιλικῶς.

222, 15 μεταθέμενος] περιθέμενος 16 δ δὲ] δ δέ

γε post ἄνδυα δέ om. Ad marg. περί τοῦ βασί κυροῦ ἀλεξίου τοῦ κομνηνοῦ: — 26 οὖν] γοῦν 30 κατακέκλειστο] κατεκέκλειστο.

223, 1 ο έστι μεδίμνου τὸ τέταρτον post πινάκιον om. 3 τοῦτον καλεῖσθαι] καλεῖσθαι τοῦτον 4 περί αὐτοῦ λέγουσιν post τοῦτον om. ib. εἴπη] εἴποι 20 τοῦτο ποιῆσαι] ποιῆσαι τοῦτο 21 ἐκδοθείη Νικηφόρος] νικηφόρος ἐκδοθείη 25 τὰ Θρακῶν] τὰ τῶν θρακῶν 27 ῆν καὶ] καὶ om.

224, 2 τραγοσκελές] και τραγοσκελές 10 αντικού] αν in fine paginae. 22 ἐπλήρωσεν] ἐνέπλησεν 24

τὸ N] τοῦ  $ν\ddot{v}$  30 αὐτ $\ddot{\phi}$  περιθέμενος καὶ σχημ $\ddot{\phi}$ ]  $\{$  περιθέμενος σχημα.

225, 20 αυτώ] αυτον.

226, 1 καταλειφθέντες] καταληφθέντες 7 με στηναι] μεταναστηναι 20 Σουλτάν] σουλτάνω

άπαγγελθέν] άγγελθέν 23 τετίμητο] τετίμηται 24

Μαχούμετ] μουχούμετ.

227, 8 έθελονταί αὐτῷ] αὐτῷ έθελονταί 9 μεγαλοπόλεως] μεγάλης πόλεως 11 έχωρει] έχωρουν 17 δημοτικου ταύτης | ταύτης δημοτικου 20 φρατρίας ] φατρίας 22 καί om. 24 βασιλευούση] βασιλίσση μ. 28 μησί τοσούτοις τοσούτοις μησί 31 καί θεού post πυρίου om, 32 γούν γάρ.

228, 1 εύρεν την αυταρχίαν ὁ Βοτανειάτης ] εύρεν ὁ βοτανειάτης την βασιλείαν et in marg. ead. m. γρ. την αυταρχίαν 12 Praescriptum litteris rubris βασιλεία νικηφόρου του βοτανειάτου: - 14 ταινία βασιλική]

βασιλική ταινία 27 οὖν οὐδὲν οὖδὲν οὖν.

229, 2 πολλών τε καὶ ἀγαθών πολλαῖς τε καὶ ἀγαθαίς 16 έξ 'Αλανών | έξαλαμανών 20 την το προ αύτου συνοικήσασαν post Μαρίαν om. 25 καί ante

ψήφω om.

230, 4 ώς om. 8 Πατξινάκοις] πατξινάκας ib. χουσόβουλλον χουσόβουλον 10 αμα δε om. 12 ατεγκτος] ατέκτος 15 τους περί] τοῖς περί 20 καὶ περί] καὶ τῶν περί 29 ἀλλὰ τῶν μὲν] ἀλλὰ τους μὲν. 231, 6 τὸ μέντοι etiam cod. pro τὸ μέν τι

ανήρηται] ανήρηται 25 ως] ως εί. 232, 6 απογράφοις] υπογράφοις 12 των] των περί 25 τούτω μαλλον ώς στρατηγικωτέρω οί στρατιώται καὶ ὅτι σπουδή τούτω οί στρατ. μάλλον ώς στρατηνικωτέρω ότι σπουδή et ad marg, litteris rubris αναγόρευσις του βασιλέως πυρού άλεξίου: - 31 παρά] περί τινα.

234, 5 ἐκχέαντες ἐκχέοντες 7 δὲ καὶ δέ γε καὶ 10 ἐπράττοντο] ἐπράττετο 14 μόνοι] μόνοις 16 ἀπεθάρρουν] ἐπεθάρρουν 24 την δὲ] την τῆς 27 ν-' ται κείφεται τέ τε (sic) 31 Praescriptum litteris

τ βασιλεία τοῦ κομνηνοῦ κυροῦ ἀλεξίου: —
35, 1 καὶ post ὁμαλᾶς οπ. 2 τοιαῦτα τὰ τῆς
ἐπιβατήρια οπ. 18 τοῦ καιροῦ] τὸν καιρὸν
ὑπ' ἐκείνω] τῶν ἐκείνω 20 γράμματι] ξήματι
ὑτοῦ] αὐτῷ 31 δ' αὐτοῖς] δὲ τῷ βασιλεῖ.

236, 1 ετίμησεν] ετίμησε 3 είχον είχε 10 επί συμβάσει] ἐπϊσυμβάσει 13 τοῖς αὐτῷ] τοῖς αὐτοῖς 15 τηλικούτῷ] τηλικῶδε 19 τάς τε τοῖς] τοῖς τε τοῖς 25 τω Δούκα post Κωνσταντίνω om.

237, 2 αὐτῆς] αὐτῆ 12 δ θεσπέσιος om. 13 μεταχειρήσει] μεταχειρίσει 19 ἀντεκατέστησαν] ἀντικατέστησαν 22 μεταχειρήσεσιν] μεταχειρίσεσιν 24

τῷ θρόνῷ οm,

238, 2 και δ] και om. 16 [Ρομπέρτου] δουμπέρτου (non antea sic nec postea) 12 τω μέν μέν om.

239, 23 μακράν] μακρόν.

240, 14 ἐφ' φ ] ἐφ' η 31 Γαβρὰ ] γαυρὰ 32 τον Γοηγόριον om.

241, 19 προσαχθίσασα προσοχθίσασα.

242, 2 δωμαλαίων δωμαλαίων ib. Σκυθών om. 3 Μογλένων] μογλαίνων 5 τοῦδε] τοῦ δεῦρο απείογνυσιν απείογει 21 συνέβη συνέστη.

243. 14 'Ορόντη ] ὀρρόντι 15 της] τοις 32 μεν

καὶ σὺν] μὲν οὖν.

244, 9 προσεταιρισάμενος] εταιρισάμενος 23 άναικαίνισε ανεκαίνισε 27 τοῖς διδασκαλεῖον τοῖς καί διδασκαλίων.

245, 11 μεταχειρίζεται] μετεχειρίζετο 25 τώ ante αύτοκράτορι om. 32 και τρίχα] την τρίχα.

246, 4 των νεκρων] των γεηρών 6 ευεργέτει] εψηργέτει.

247, 12 αὐτῷ] αὐτοῦ 28 ἀνιών om.

248, 18 μεν την τοῦ] μεν τοῦ 19 αλλά om.

251, 13 ἐπίτραπτο] ἐπετέτραπτο ib. ἐθεμίστευσεν] έθεμίστευεν 29 της πόλεως τοῖς πόλεσι (sic).

252, 5 δέ γε] γε om. ·

253, 15 μετέθεντο καταλελοίπασιν 21 μη on

27 γήρα] γήραϊ 32 εί αλλως] η αλλως.

254, 3 ανεφάνησαν εφάνησαν 5 αποθύμιον ι οξεν] ἔδοξεν ἀποθύμιον 8 Σουλτάνος ] σουλτάν b.

 $\hat{o}_{S}$ ]  $o\hat{v}_{S}$  11 αὐτ $\tilde{o}$ ] αὐτ $o\tilde{v}$  13 ἐπανήει] ἐπανήλθε 17 σφεταιρίσασθαί] σφετερίσασθαί 23 ὁ ante τ $\tilde{o}$ v om.

255, 2 πεσείται οπ. 5 ὀνόμαζον] ἀνόμαζον 8 τοῖς ταῦτα] τοῖς περὶ ταῦτα 9 πρόρρησιν] πρόσρησιν 14 αὐτὸν] αὐτὸ 23 αὐτῷ] αὐτοῦ.

256, 7 ἐπλίπειν (sic)] ἐπλείπειν 13 συναπήχθησαν] συνύπήχθησαν 14 προϋπαντῶσιν] προσύπαντῶσιν 15 ἢ] ος 18 ἐπηλάλαξαν] ὑπηλάλαξαν 22
εἴθ' οm. 30 νεπρῶν μεθιστάμενος] γεηρῶν ἀφιστάμενος.

257, 23 έσταλμένους] έσταλμένος 29 ένέδυσαν]

ένέδοσαν.

258, 5 In marg. litteris rubris τελευτή τοῦ βασιλέως πυροῦ ἀλεξίου τοῦ πομνηνοῦ: — 13 ἀπορρύψαντας] ἀπορρύψοντας 18 υίξως] υίξος, et sic semper, nunquam υίξως 19 υίξως, ον] υίξος ῶν 25 χαραπτηρίσωμεν] χαραπτηρίσωμεν] χαραπτηρίσωμεν] ταμειεύειν, et sic semper ταμείον, non ταμιεῦον 32 περί τήν] πρὸς τήν.

259, 7 ἀπῆν] ἀπήει 8 ἐπεστέλλοντο] ὑπεστέλλοντο 9 ἐνδειπνυμένης] ἐνδειπνύμενος 14 καὶ om. ante βασιέως 22 μετατάξαι] μεταλλάξαι 23 οὐδ'] οὐχ 25 μόνον ante ἥγετο om.

260, 2 έτησίας] έτησίους 14 έπιβεβηπότων] έπιβεβηπότα 16 πλεονάσοντος] πλεονάζοντος 18 νυνὶ post γραφῆ om. 19 Η μὲν οὖν] εἰ μὲν οὖν 22 έπανίτω] ἐπιστρεφέτω 25 δι' οὖπερ] ὧπερ.

κ΄--- ήμέρα 5. Ν. ἔτους | 5 ψ 4ζ: — | δόξα σοι άγτα | 5 πάντων ενεκα: —

itio codicis huius Parisini ab alia manu negligenter a leguntur hacc:

λς μέν εἶπεο τις σὺν ἀποιβεία σποποῖτο, διδασπαπαθέστηπεν ἀρετῆς ἡ παροῦσα βίβλος, αὐτόθεν καὶ

απ' αὐτῶν ἐστι πρόδηλον τῶν ἐμφερομένων ταύτη διηγημάτων α γαρ φιλοτίμως διέξεισι, των έν βίφ ταυτα πραγμάτων άψευδής παιδεία και όδηγός πρός τὰ κάλλιστα άμφοτέρων γάρ είκόνας, του άγαθου καὶ του έναντίου, καθωσπερεί τους των ἀπ' αίωνος βίους ἀνθρώπων επέξεισιν ώς δε σπουδαΐος ο ταύτην συντεταχώς ήν καί ξργων ούχ ήκιστα άρετης επιμελούμενος, παριστά μεν καί τὸ εμφαινόμενον ήθος τῆ κατ' αὐτὸν φιλοπονηθείση συγγραφη, έστι δε και εξ ων ούκ ολίγων όντων ετέρων τῶν τοῦ ἀνδρὸς σπουδασμάτων οὐκ ἄδηλον, καὶ μάλισθ' ότι πρός του άγγελικου τους κοσμικούς θορύβους αποσεισάμενος και μονήρη βίον απέδραμε, προφανέστερον. καί γάρ, ϊν' εν επιτομή τὰ εκείνου διέλωμαι, ήν μεν τῶν εὐπατριδῶν, ἦν δ' οὐκ ἀμάρτυρον τὴν τοῦ γένους έχων εὐδαιμονίαν ἀπὸ τῶν λόγων τὴν γὰρ ἐκ τοῦ πλουτείν και τὰ πρώτα φέρειν ἐν βασιλείοις αὐλαίς εὐδοξίαν σιγώ. πράτιστος δε και επίδοξος άρετη και λόγοις γενόμενος, και δι' εκάστου τούτων εὐδοκιμήσας, ώς και τιμών ού μετρίων πρός βασιλέως άξιωθήναι καί παρρησίας ού μεΐον τῶν μέγιστα παρά βασιλεί δυναμένων προσαπολαθσαι, έπειδή τὸ περιστατούμενου έγνω του βίου καί άστατον, ώσπες κύβον άναρρίψας τὰ ἐν τῶ βίω πρὸς τὸ της αρετης προσεχώρησε στάδιον, ούδεν η μιπρον η μείζον τῶν ἐνοχλούντων ἐπιφερόμενος. διὸ καὶ διὰ πασῶν τών της πρείττονος διοδεύσας μοίρας δδών, εξ άπάντων καλών τα βελτίω και κράτιστα συνελέξατο. είτα και τοῖς έξης και μεθ' έαυτον άνθρώποις καταλιπείν άφετης είκόνα καὶ τῶν ἐν βίω πραγμάτων διδασκαλεῖον, ἐξ οὖπερ τάς μετακλίσεις τε καὶ άντικυλίσεις ξμελλον έκμανθάνειν καί δπως δ περιάγων κύκλος τῷ ἀνηρέμῳ τῆς Ελξεως και περιφοράς εναλλάττειν οίδε και περιάγειν βουλόμενος, ενεσπούδασε πάντων τη Ιστορία, οψκ άλλην η ταύτην καλώς επικρίνας είναι του βίου διδάσκαλον καὶ ὑπ΄ δειγμα τῶν ἐν κόσμω γίνεσθαι πεφυκότων.

Ο μέν οὖν, ἄτε πρὸς ἄκρον παιδείας καὶ ἀρετῆς ἀ ληλακώς, διὰ τάδε τὰς ἐν τῷ βίβλω σπουδάσας ἐντἰτι τῷδε τῶν βίων ὑποτυπώσεις, ἐκάστης δ' ἀξίας καὶ ἡξεως ὡς ἐν πίνακι τὰς εἰκόνας αὐτῷ ἐνετάξατο δεῖ

τους αὐτῆ ἐντυγχάνοντας τῆς τε ὅλης φιλανθρωπίας τὸν άνδο επαινείν και ως όδηγον των καλλίστων τρόπων καὶ παιδευτήν ἐπιτηδευμάτων χρηστών του καθήκοντος μη αποστερείν επαίνου. εί δε και της απάσης αυτον οΙπονομίας θαυμάζειν της έν τοῖς λόγοις έθέλει τις, οὐδ' έν τούτφ τοῦ κρείττονος άμαρτάνοι. λέγω δὲ πρὸς αὐτὰ τὰ τῆ ίστορία καθήκοντα ἀποβλέπων. σαφηνείας μὲν γὰρ. έπειδή το σαφές τοις ίστορικοις άνειται και μή έπίδειξιν ακαιρον της εν λόγοις δυνάμεως ποιουμένοις, τοσούτον πεφρόντικεν όσον δ λόγος απήτει της προκειμένης αὐτῷ διηγήσεως. διαίτη γαρ βητορική του ύπτίου τε καί συντόνου μέσον βαδίσειε. διὸ καὶ έδέησε τούτω σεμνότητος καὶ δι' ών κατορθούται τὸ βέλτιστον είδος ἐν λόγοις καὶ ίστορίαις, έδέησε δε συντομίας το οίον δυσκίνητον η νωθρον των διηγημάτων διεγειρούσης καὶ οίου ευκίνητον τη διακοπή ποιούσης, κάλλους δέ και γλυκύτητος όσον ξμελλε μή διακορείς τους ακούοντας διαθείναι τῷ πάνυ τραγεί και δυσήχω της έρμηνείας και οίον σκληρώ. άλλά μην ουδ' έπιεικείας δπόσον ακίνδυνον ήν διαπέφευγε. τὸ δ' ἐπιλάμπον ἐφ' ἄπασι τοῖς σεμνοῖς τῶν διηγημάτων ήδειαν την δμιλίαν της Ιστορίας ποιεί τῷ ἀνδρί. Θαυμάσειε δ' αν τις αὐτοῦ καὶ τὸ καθαρὸν τῆς έρμηνείας καὶ οἶον ἀκμαῖον καὶ σύντομον κάν τοῖς σχήμασι διαλλάττον. τὸ δὲ τῆς λέξεως ἀνθηρον καὶ ποικίλως μεταποιούμενον οὐ μικράς τινος άξιον εὐφημίας. εἰ δὲ μή γαίρει τραγείαις τε καὶ πεπονημέναις προστίθεσθαι λέξεσιν, έξ ων το δυσεπιχείρητον και πικρον και στρυφνόν αναφαίνεται τῷ λόγω, οὐ θαυμάζειν είκός οὐ γὰρ λόγων επίδειξιν, άλλα βίου προτύπωσιν ενεγκεῖν ήρεῖτο. διὸ παί τοις μεν όσοι μη βίον αίρουνται δυθμίζειν τον έαυτων προς το βέλτιου, αλλα λόγων ασκείν την επίδειξιν, άτερπής είς ακρόασιν φαίνοιτ' αν. κτήμα δε τίμιον δοοι ορθον βίον του διεστραμμένου λόγου προκρίνουσιν.

Αλλὰ την μεν ἰδέαν, ὡς ἐν βφαχεῖ παφεθέμην, τοῦ 
λ υ τοιοῦτος ἐκεῖνος ἡν, ἰστοφεῖ δὲ τόπους ἄμα καὶ 
ματα προσώπων τε καὶ ἡθῶν διαθέσεις ὡς ὁ ἐκάτῶν ἀναγεγφαμμένων ὑποβάλλει τρόπος ἀλλ' οὐδὲ 
ἰῶν οὐδὲ πελαγῶν παφεῖται τὰς ἔξηγήσεις, νήσους

236, 1 etiunger] etiunge 3 elyor] elye 10 ent συμβάσει] ἐπϊσυμβάσει 13 τοῖς αὐτῷ] τοῖς αὐτοῖς 15 τηλικούτῷ] τηλικῶδε 19 τάς τε τοῖς] τοῖς τε τοῖς 25 τω Δούκα post Κωνσταντίνω om.

237, 2 αὐτῆς] αὐτῆ 12 ὁ θεσπέσιος om. 13 μεταχειρήσει] μεταχειρίσει 19 ἀντεκατέστησαν] ἀντῖκατέστησαν 22 μεταχειοήσεσιν] μεταχειοίσεσιν τῷ θρόνῷ] om,

238, 2 και ό] και om. 16 'Ρομπέρτου] φουμπέρτου (non antea sic nec postea) 12 τῷ μὲν] μὲν om.

239, 23 μακράν] μακρόν.

 $240, 14 \epsilon \phi' \phi' \epsilon \phi' \delta' 31 \Gamma \alpha \beta \rho \alpha' \gamma \alpha \nu \rho \alpha 32$ τον Γρηγόριον om.

241, 19 προσαχθίσασα] προσοχθίσασα.

242, 2 φωμαλαίων] φωμαλαίων ib. Σκυθών om. 3 Μογλένων] μογλαίνων 5 τοῦδε] τοῦ δεῦρο ἀπείργυνσιν] ἀπείργει 21 συνέβη] συνέστη.

243, 14 'Ορόντη] ὀρρόντι 15 τῆς τοῖς 32 μέν καί συν] μεν ούν.

244, 9 προσεταιρισάμενος εταιρισάμενος 23 άναικαίνισε] ανεκαίνισε 27 τοῖς διδασκαλεῖον] τοῖς καί διδασκαλίων.

245, 11 μεταχειρίζεται] μετεχειρίζετο 25 τ $ilde{\phi}$  ante  $ilde{\phi}$ αὐτοκράτορι om. 32 καὶ τρίχα] την τρίχα.

246, 4 των νεκοων των γεηοων 6 εὐεργέτει] εὐηογέτει.

247, 12 αὐτῷ] αὐτοῦ 28 ἀνιών om.

248, 18 μεν την τοῦ] μεν τοῦ 19 ἀλλά om.

249, 8 δ έν] δς έν 23 μόνον] μόνου. 250, 5 ή] μεν ή 15 πάροδος] εἴσοδος.

251, 13 έπίτραπτο] επετέτραπτο ib. εθεμίστευσεν] έθεμίστευεν 29 της πόλεως τοῖς πόλεσι (sic).

252, 5 δέ γε] γε om.

253, 15 μετέθεντο] καταλελοίπασιν 21 μη ι

27 γήρα] γήραϊ 32 εί ἄλλως] ἢ ἄλλως.

254, 3 ανεφάνησαν] έφανησαν 5 αποθύμιον ξεν] ἔδοξεν ἀποθύμιον 8 Σουλτάνος] σουλτάν

τους αὐτῆ ἐντυγχάνοντας τῆς τε ὅλης φιλανθρωπίας τὸν ανδο' επαινείν και ως όδηγον των καλλίστων τρόπων καὶ παιδευτήν ἐπιτηδευμάτων χρηστών του καθήκοντος μη αποστερείν επαίνου. εί δε και της απάσης αὐτὸν οίπονομίας θαυμάζειν της εν τοις λόγοις εθέλει τις, ουδ' εν τούτο του πρείττονος άμαρτάνοι λέγω δε πρός αυτά τὰ τῆ ίστορία καθήκοντα ἀποβλέπων. σαφηνείας μέν γὰρ, έπειδή τὸ σαφές τοῖς Ιστορικοῖς ἀνεῖται καὶ μή ἐπίδειξίν ακαιρου της Ευ λόγοις δυνάμεως ποιουμένοις, τοσούτου πεφρόντικεν όσον δ λόγος απήτει της προκειμένης αὐτο διηγήσεως. διαίτη γαρ βητορική του υπτίου τε καί συντόνου μέσον βαδίσειε. διὸ καὶ έδέησε τούτω σεμνότητος καὶ δι' τον κατορθούται τὸ βέλτιστον είδος εν λόγοις καὶ Ιστορίαις, εδέησε δε συντομίας το οίον δυσκίνητον η νωθρον των διηγημάτων διεγειρούσης και οίον ευκίνητον τη διακοπή ποιούσης, κάλλους δὲ καὶ γλυκύτητος όσον εμελλε μη διαπορείς τους απούοντας διαθείναι τῷ πάνυ τραγεί και δυσήχω της έρμηνείας και οίον σκληρώ. αλλά μην ουδ' επιεικείας δπόσον ακίνδυνον ήν διαπέφευγε. τὸ δ' ἐπιλάμπον ἐφ' ἄπασι τοῖς σεμνοῖς τῶν διηγημάτων ήδειαν την δμιλίαν της ίστορίας ποιεί τω ανδρί. Θαυμάσειε δ' αν τις αὐτοῦ καὶ τὸ καθαρὸν τῆς έρμηνείας καὶ οἶου ακμαΐου καὶ σύντομου καν τοῖς σχήμασι διαλτὸ δὲ τῆς λέξεως ἀνθηρὸν καὶ ποικίλως μεταμύμενον οὐ μικράς τινος άξιον εὐφημίας. εἰ δὲ μή ε τραχείαις τε καὶ πεπονημέναις προστίθεσθαι λέξετο δυσεπιχείρητον και πικρον και στρυφνόν ει τοῦ λόγω, οὐ θαυμάζειν είκός οὐ γὰο λόάλλα βίου προτύπωσιν ένεγκεῖν ἡρεῖτο. διὸ βίον αίρουνται δυθμίζειν τον έαυέλα λόγων ασκείν την επίδειξιν, **ωτ**' αν. χτημα δὲ τίμιον δο**ο**ι υου λόγου προκρίνουσεν. Αραχεί παρεθέμην, του μ δε τόπους αμα καί Ó 200 213 DàG par

236, 1 ετίμησεν] ετίμησε 3 είχον] είχε 10 επί συμβάσει] ἐπϊσυμβάσει 13 τοῖς αὐτῷ] τοῖς αὐτοῖς 15 τηλικούτῷ] τηλικῶδε 19 τάς τε τοῖς] τοῖς τε τοῖς 25 τω Δούκα post Κωνσταντίνω om.

 $237, \ 2$  αὐτῆς] αὐτῆ 12 ὁ θεσπέσιος om. 13 μεταχειρήσει] μεταχειρίσει 19 ἀντεκατέστησαν] ἀντίκατέστησαν 22 μεταχειοήσεσιν] μεταχειοίσεσιν τῷ θρόνω ] om,

238, 2 καὶ δ] καὶ om. 16 [Ρομπέρτου] φουμπέρτου (non antea sic nec postea) 12 τω μέν μέν om.

239, 23 μακοάν] μακοδν.

240, 14 ἐφ' ὧ ] ἐφ' ἦ 31 Γαβρὰ] γαυρὰ 32 τον Γρηγόριον om.

241, 19 προσαχθίσασα] προσοχθίσασα.

242, 2 φωμαλαίων] φωμαλαίων ib. Σκυθών om. 3 Μογλένων] μογλαίνων 5 τοῦδε] τοῦ δεῦρο 20 ἀπείργνυσιν] ἀπείργει 21 συνέβη] συνέστη.

243, 14 'Ορόντη ορρόντι 15 της τοις 32 μεν καὶ σὺν ] μὲν οὖν.

244, 9 προσεταιρισάμενος ] έταιρισάμενος 23 άναικαίνισε] άνεκαίνισε 27 τοῖς διδασκαλεῖον] τοῖς καὶ διδασκαλίων.

245, 11 μεταχειρίζεται] μετεχειρίζετο 25 τώ ante αὐτοκράτορι om. 32 καὶ τρίχα] την τρίχα.

246, 4 των νεκοων των γεηρών 6 εὐεργέτει] εὐηργέτει.

247, 12 αὐτῷ] αὐτοῦ 28 ἀνιὼν οm. 248, 18 μὲν τὴν τοῦ] μὲν τοῦ 19 ἀλλὰ οm. 249, 8 ὃ ἐν] δς ἐν 23 μόνον] μόνου. 250, 5 ἡ] μὲν ἡ 15 πάροδος] εἴσοδος.

251, 13 επίτραπτο] επετέτραπτο ib. εθεμίστευσεν] έθεμίστευεν 29 της πόλεως τοῖς πόλεσι (sic).

252, 5 δέ γε] γε om.

253, 15 μετέθεντο] καταλελοίπασιν 21 μη on

27 γήρα] γήραϊ 32 εἰ ἄλλως] ἢ ἄλλως. 254, 3 ἀνεφάνησαν] ἐφάνησαν 5 ἀποθύμιον ἔ ξεν] έδοξεν ἀποθύμιον 8 Σουλτάνος] σουλταν

 $\ddot{o}_{S}$ ] ο $\ddot{v}_{S}$  11 αὐτ $\ddot{\omega}$ ] αὐτο $\tilde{v}$  13 ἐπανήει] ἐπανῆλθε 17 σφεται $ec{o}$ ίσασθαι] σφετε $ec{o}$ ίσασθαι 23 ὁ ante τ $\ddot{\omega}$ ν om.

255, 2 πεσείται οπ. 5 ονόμαζον] ωνόμαζον 8 τοῖς ταῦτα] τοῖς περὶ ταῦτα 9 πρόρρησιν] πρόσρησιν 14 αὐτὸν] αὐτὸ 23 αὐτῷ] αὐτοῦ.

256, 7 επλίπειν (sic)] επλείπειν 13 συναπήχθησαν] συνύπήχθησαν 14 προϋπαντῶσιν] προσύπαντῶσιν 15 ἢ] οὰ 18 ἐπηλάλαξαν] ὑπηλάλαξαν 22 εἴθ' οπ. 30 νεπρῶν μεθιστάμενος] γεηρῶν ἀφιστάμενος.

257, 23 έσταλμένους] έσταλμένος 29 ένέδυσαν]

ένέδοσαν.

258, 5 In marg. litteris rubris τελευτή τοῦ βασιλέως χυροῦ ἀλεξίου τοῦ κομνηνοῦ: — 13 ἀπορρύψαντας] ἀπορρύψοντας 18 υίξως] υίξος, et sic semper, nunquam υίξως 19 υίξως, ον] υίξος ον 25 χαρακτηρίσωμεν] χαρακτηρίσωμεν 28 ταμιεύειν] ταμειεύειν, et sic semper ταμείον, non ταμιεῖον 32 περί τήν] πρὸς τὴν.

259, 7 ἀπῆν] ἀπήει 8 ἐπεστέλλοντο] ὑπεστέλλοντο 9 ἐνδεικνυμένης] ἐνδεικνύμενος 14 καὶ om. ante βασελέως 22 μετατάξαι] μεταλλάξαι 23 οὐδ'] οὐχ 25 μόνον ante ήγετο om.

260, 2 έτησίας] έτησίους 14 έπιβεβηπότων] έπιβεβηπότα 16 πλεονάσοντος] πλεονάζοντος 18 νυνὶ post γραφή om. 19 H μὲν οὖν] εἰ μὲν οὖν 22 έπανίτω] ἐπιστρεφέτω 25 δι' οὖπερ] ὧπερ.

In codice est subscriptio: ἐτελειώθη τὸ παρὸν βιβλίον διὰ χειρὸς ἐμοῦ | τοῦ ἀμαρτωλοῦ τάχα καὶ μοναχοῦ μῶπτου | τοῦ ταράνη: — † μηντ ἀπριλλίω πεν | τεκαιδε-

nítio codieis huius Parisini ab alia manu negligenter ta leguntur haec:

Ως μεν είπεο τις συν αποιβεία σποποίτο, διδασκα-· καθέστηκεν αρετής ή παρούσα βίβλος, αυτόθεν καί άπ' αὐτῶν ἐστι πρόδηλον τῶν ἐμφερομένων καύτη διηγημάτων α γαρ φιλοτίμως διέξεισι, των έν βίφ ταῦτα πραγμάτων άψευδής παιδεία καὶ όδηγὸς πρὸς τὰ κάλλιστα άμφοτέρων γάρ είκονας, του άγαθου και του έναντίου, καθωσπερεί τους των ἀπ' αίωνος βίους ἀνθρώπων επέξεισιν : ώς δε σπουδαΐος ό ταύτην συντεταχώς ήν καί έργων ούχ ήκιστα άρετης επιμελούμενος, παριστά μέν και το εμφαινόμενον ήθος τη κατ' αυτον φιλοπονηθείση συγγραφή, έστι δε και εξ ων ούκ όλίγων όντων ετέρων τῶν τοῦ ἀνδρὸς σπουδασμάτων οὐκ ἄδηλον, καὶ μάλισθ' őτι πρὸς τὸν ἀγγελικὸν τοὺς κοσμικοὺς θορύβους ἀποσεισάμενος καὶ μονήρη βίον ἀπέδραμε, προφανέστερον. και γάρ, εν' εν επιτομή τα εκείνου διέλωμαι, ήν μεν τῶν εὐπατριδῶν, ἦν δ' οὐκ ἀμάρτυρον τὴν τοῦ γένους Εχων εύδαιμονίαν ἀπὸ τῶν λόγων τὴν γὰρ ἐκ τοῦ πλουτείν και τὰ πρώτα φέρειν ἐν βασιλείοις αὐλαῖς εὐθοξίαν σιγώ. κράτιστος δε και επίδοξος άρετη και λόγοις γενόμενος, και δι' εκάστου τούτων εύδοκιμήσας, ώς και τιμών ού μετρίων πρός βασιλέως άξιωθήναι καί παρρησίας ού μεῖον τῶν μέγιστα παρά βασιλεῖ δυναμένων προσαπολαύσαι, έπειδή τὸ περιστατούμενον έγνω τοῦ βίου καὶ ἄστατον, ὥσπερ χύβον ἀναφρίψας τὰ ἐν τῷ βίω πρὸς τὸ της αρετης προσεχώρησε στάδιου, ούδεν η μιπρον η μείζον τῶν ἐνοχλούντων ἐπιφερόμενος. διὸ καὶ διὰ πασῶν τῶν τῆς κρείττονος διοδεύσας μοίρας δδῶν, ἐξ ἀπάντων καλών τα βελτίω και κράτιστα συνελέξατο. είτα και τοίς έξης καὶ μεθ' έαυτὸν άνθρώποις καταλιπείν άρετης εἰπόνα καὶ τῶν ἐν βίω πραγμάτων διδασκαλεῖον, ἐξ οὖπερ tag petanlibeig te nal avtinulibeig Epellov Enpardaveir καὶ όπως ὁ περιάγων κύκλος τῷ ἀνηρέμω τῆς Ελξεως και περιφοράς εναλλάττειν οίδε και περιάγειν βουλόμενος, ενεσπούδασε πάντων τη Ιστορία, οψη άλλην η ταύτην καλώς έπικρίνας είναι του βίου διδάσκαλον καὶ ὑπ΄ δειγμα των εν κόσμω γίνεσθαι πεφυκότων.

Ο μέν οὖν, ἄτε πρὸς ἄκρον παιδείας καὶ ἀρετῆς ἀι ληλακώς, διὰ τάδε τὰς ἐν τῆ βίβλω σπουδάσας ἐντέτω τῆδε τῶν βίων ὑποτυπώσεις, ἐκάστης δ' ἀξίας καὶ τ ἐκας ὡς ἐν πίνακι τὰς εἰκόνας αὐτῆ ἐνετάξατο · δεῖ

τους αὐτῆ ἐντυγχάνοντας τῆς τε ὅλης φιλανθρωπίας τὸν ανδο' έπαινείν και ώς δδηγον των καλλίστων τρόπων καὶ παιδευτήν ἐπιτηδευμάτων χρηστών του καθήκοντος μή αποστερείν έπαίνου. εί δὲ καὶ τῆς απάσης αὐτὸν ολιονομίας θαυμάζειν της έν τοῖς λόγοις έθέλει τις, οὐδ' έν τούτφ του πρείττονος άμαρτάνοι. λέγω δὲ πρός αυτά τὰ τῆ Ιστορία καθήκοντα ἀποβλέπων. σαφηνείας μέν γάρ, έπειδή το σαφές τοις Ιστορικοίς άνείται και μή επίδειξιν ακαιρού της εν λόγοις δυνάμεως ποιουμένοις, τοσούτου πεφρόντικεν όσον δ λόγος απήτει της προκειμένης αὐτώ διηγήσεως, διαίτη γαο δητορική του υπτίου τε και συν-τόνου μέσον βαδίσειε. διο και έδέησε τούτω σεμνότητος καὶ δι' ὧν κατορθούται τὸ βέλτιστον είδος ἐν λόγοις καὶ ίστορίαις, εδέησε δε συντομίας το οίον δυσκίνητον η νωθρον των διηγημάτων διεγειρούσης καὶ οίου εὐκίνητον τη διακοπή ποιούσης, κάλλους δε και γλυκύτητος δσον ξμελλε μη διακορείς τους ακούοντας διαθείναι τῷ πάνυ τραχεί και δυσήχω της έρμηνείας και οίον σκληρώ. άλλά μην οὐδ' ἐπιεικείας ὁπόσον ἀκίνδυνον ήν διαπέφευγε. τὸ δ' ἐπιλάμπον ἐφ' ἄπασι τοῖς σεμνοῖς τῶν διηγημάτων ήδειαν την δμιλίαν της ίστορίας ποιεί τω άνδρί. Θαυμάσειε δ' αν τις αὐτοῦ καὶ τὸ καθαρὸν τῆς ξομηνείας και οίου ακμαΐου και σύντομου καν τοῖς σχήμασι διαλλάττον. τὸ δὲ τῆς λέξεως ἀνθηρὸν καὶ ποικίλως μεταποιούμενον ού μικράς τινος άξιον εύφημίας. εί δε μή χαίρει τραχείαις τε καὶ πεπονημέναις προστίθεσθαι λέξεσιν, έξ ών τὸ δυσεπιχείρητον καὶ πικρον καὶ στρυφνον άναφαίνεται τῷ λόγῷ, οὐ θαυμάζειν εἰκός οὐ γὰρ λόγων επίδειξιν, άλλά βίου προτύπωσιν ένεγκεῖν ήρεῖτο. διὸ και τοις μεν όσοι μη βίον αιρούνται φυθμίζειν τον έαυτῶν πρὸς τὸ βέλτιον, ἀλλὰ λόγων ἀσκεῖν τὴν ἐπίδειξιν, ατερπής είς ακρόασιν φαίνοιτ' αν. κτημα δε τίμιον δοοι τὶ ορθον βίον τοῦ διεστραμμένου λόγου προκρίνουσεν.

Αλλά τὴν μὲν ἰδέαν, ὡς ἐν βραχεῖ παρεθέμην, τοῦ λ ου τοιοῦτος ἐκεῖνος ἦν, ἰστορεῖ δὲ τόπους ἄμα καὶ π γματα προσώπων τε καὶ ἠθῶν διαθέσεις ὡς ὁ ἐκάσι τῶν ἀναγεγραμμένων ὑποβάλλει τρόπος ἀλλ' οὐδὲ π καῦν οὐδὲ πελαγῶν παρεῖται τὰς ἐξηγήσεις, νήσους

τε καὶ ἀκτίους ἀφηγεῖται πόλεις πολέμων δὲ καὶ έμπλοκάς καὶ ναυμαχιών, οἶς ἀξιόλογόν τι καὶ πρέπον παραδοθηναι γραφή διεγένετο, κάλλιστα μέτεισιν, οὐ τὰς τάξεις μόνον ως έκατέρωθεν παρετάξαντο μετιών, άλλα καί οπόσα προ της συγκρούσεως και του έργου συμβέβηκε. διαιρεί δὲ τὴν τῆς όλης αὐτοῦ μεταχείρησιν πραγματείας είς τε τὰ Ἰουδαϊκὰ, τὰ της Περσικής καὶ τῶν Μήδων ήγεμονίας, και ως γε προεχώρησε τα του 'Αλεξάνδρου και Μακεδόνων και είλε την των Περσων αρχην, και ώς ή Ρωμαίων επιστασία τὸ τελευταίον είς μοναρχίαν άνεληλάκει ής ἄρχεται μεν εξ 'Αδάμ και της πρώτης τοῦ γένους ήμων διαρτίας τε καὶ συμπήξεως, κάτεισι δὲ διὰ των έν μέσω, και ές 'Αλέξιον καταλήγει τον Κομνηνον τὰ καθ' Εκάστα διερχόμενος. οὐ βασιλέων δὲ μόνον οὐδὲ των άλλως τυραννικάς έλομένων \*) πράξεις έκτίθησιν, άλλα και άρχιθυτών ιστορεί τους καθ' Εκαστα και κατά καιρούς επί των οιάκων της ιερας άναβηναι καθέδρας άξιωθέντας . ών και εί τι που παρά την των νόμων άξιωσιν έξεδιαιτήθη, καλώς ποιών οὐδὲ τοῦτο παρίησι.

Πάντα οὖν ταῦτα τῆ προκειμένη βίβλω σπουδάσας ἐντέταχε, πρὸς τῶν κατὰ μέρος συγγραψαμένων ἀπολεξάμενος ἕκαστα. ἐκ μὲν γὰρ Μωυσέως καὶ Ἰωσήπου τὰ τῶν Ἰουδαίων, ἐξ Ἡροδότου δὲ τὰ τῶν Περσῶν, καὶ ἐξ ἄλλων ἄλλα συνεφορεῖτο, καὶ μίαν ἐκ διαφόρων συντέταχεν ίστορίας βίβλον, τὰ κράειστα ἡρημένος. καθάπερ οὖν οί ζωγράφοι καὶ οὖτος τῶν ἀναγεγραμμένων ἀπολαβών τὰ τῷ βίω λυσιτελῆ συνεκέρασεν ἄριστα καὶ εἰκονα παντοδαποῦ τε ζώου καὶ πολυμόρφου καθαπερεὶ συνεστήσατο τοῦ ἐν κόσμω βίου, ὡς ἀν ἔχοιεν ἕκαστος ἀφορῶν εἰς αὐτὴν ἀπευθύνεσθαι, καὶ τὸ μὲν σπουδαῖον αίρεῖσθαι φιλεῖν καὶ διὰ μιμήσεως κατορθοῦν σπουδαζειν τὰ ἐπαινούμενα, τὸ δὲ φαῦλον μισεῖν καὶ ἐκτροπιά-

ζεσθαι.

Τοιούτος μέν ό της Ιστορίας σκοπός, καὶ διὰ τ συγγράφειν καὶ Ιστορείν τὰ γεγενημένα προείλετο. οὐ ι οἰμαί τινα δι' έτέραν αίτιαν η την οὐχὶ βαδίως εύρι

<sup>\*)</sup> adde ἀρχὰς, nisi τυραννίδας legendum.

μένην αξρεσιν του συμφόρου ταυτα συνενεχθήναι. διὸ καί προσήκει το χρήσιμον κατειδότας της ίστορίας έπισπουδάζειν αὐτῆ καὶ τῶν πράξεων ἡγεμόνα ποιεῖσθαι τῶν ήμετέρων, δμοίοις συμβάλλοντας δμοια τοῖς προγεγονόσιν έργα, καὶ ώσπες οί τὰς μορφάς καὶ τὰ χρώματα μετιόντες πρός τὰ άργετυπα των πραγμάτων δρώντας έπὶ τὰς έμφερεῖς έργασίας τε καὶ μεταχειρίσεις όρμᾶν. οὐ γάρ έστιν άλλως κατευστογήσαι του λυσιτελούς, ούδε ού στογαζόμεθα πράττοντες του βελτίστου τέλους, μη πρός έκεινα δρώντες καὶ ώς τῶν πράξεων ἀπευθύνεσθαι τούτοις τῶν έσομένων είκόσι σπουδάζοντες. ίδοι δὲ ἄν τις τὸ γρήσιμου οδ φημι, εί την εύβουλίαν δπόσα είς κατορθώσεις πραγμάτων συντείνει μη παραιτήσαιτο διαγνώναι. εί γαρ αίτίαν ταύτην των πράξεων ούσαν ούκ άγνοήσει, ούκ αν αντιλέγοι μή της των ανωθεν γενομένων πείρας την ευβουλίαν συνίστασθαι. οὐκοῦν χρήσιμον, μᾶλλον δὲ ἀναγκαΐον, εί μέλλοι τις μή τοῦ κρείττονος λόγου άμαρτήσεσθαι, μετιέναι τὰς Ιστορίας. ἐντεῦθεν γὰρ καὶ πολυπειρίαν έξει, και διαφόρων γνοίη πραγμάτων έπιζειρήσεις, καί γνώναι μεν τὰ παρωχημένα των ξογων δυνήσεται, στοχάσασθαι δὲ τὰ ἐσόμενα. Θηρεύεται γὰρ ἐκ τῶν παρελθόντων τα μέλλοντα. ίδοι δε το διάφορον άρετης καί κακίας αὐταῖς, καὶ ὡς ἔχουσι πρὸς ἀλλήλας, καὶ ἃ μὲν η πρός βασιλικάς άναχθέντες άξίας καὶ έξουσίας η πρός στρατηγικάς δυναστείας κατώρθωσαν οί μετ' άρετης έπαινούμενα, όσα δε τη κακία προσκείμενοι, διωθούμενα καί μισούμενα. τὸ γὰρ ὅλον εἰπεῖν, ἀρετῆς καὶ κακίας ἡ βίβλος ήδε διδασκαλεῖον, μαλλον δὲ στήλη τὰ έκατέρα προσόντα παραδεικνύσα. εί δὲ καὶ πρακτικής ἐπιστήμην δυνάμεως θεωρία συνούσαν αποκαλοίη τις, ού τοῦ δέοντος λίαν διαπεσείται. και γάρ έστι ταύτη μαθείν θεωρίαν τη πράξει συγκεκραμένην και μεμιγμένην, είς α πας log ήμων ανατείνεται και δι' ών κατορθούται τα κρά-

 ίος ημών ανατείνεται και οι ων κατορθούται τα κρα α. οὕτε δὲ θεωρίας ἡ πρᾶξις διαζευχθεῖσα τῶν κα όντων τι διαπράξαιτ' ἄν, οὕθ' ἡ σύζυγος θεωρία τῆς ἱξεως. ἐκατέρας οὖν ἐνταυθοῖ τὸ κέρδος οὐκ ἄδηλον.
 ὶ δὲ βίω καὶ ἀξία πάση πρὸς πᾶν ἐπιτήδευμα χρή τὸ εἰδέναι τὰ ἐν αὐτῆ. ἰδιώτη μὲν γὰρ εἰσηγεῖται

τὰ πρέποντα ίδιώτη, καὶ στρατηγῷ τὰ τῆς στρατηγίας, παραινεί δε μη πρός ήδονας επκλίνειν τους βασιλέας μηδε των νόμων έζειν ύπεροψίαν, πάντα δε κατά την έπείνων είσηγησιν ένεργεῖν, τών ποινών μεν ώς γε βέλτιστα έξουσι πρόνοιαν ποιουμένους, τών δε οίπείων ύπεροράν την μετά δαστώνης γίνεσθαι είωθυϊαν υπεροψίαν, εύμενείς τε είναι και ύπηκόοις ήδέως προσφερομένους, πόνων τε μη όλιγωρείν μηδε ήδοναίς δουλεύειν, άλλα πονείν καὶ διαγρυπιείν ταίς άρίσταις τών πράξεων ένεργείαις, και βουλεύεσθαι μεν ύπερ ών χρεία, πράττειν δε τὰ βεβουλευμένα (έστωτα γάρ, ἔφη τις των άρίστων είς βασιλέας, προσήπει θνήσκειν τον ήγεμόνα και βασιλέα, διδάσκων ώς χρη δια βίου πονείν και ταίς των κοινών διοικήσεων έργασίαις του βίου συγκαταλήγειν), είναι δέ και χρημάτων ύπερόπτας και μη βαρύνειν ταίς άπαιτήσεσι τὸ ὑπήκοον μηδ' ώνίους τίθεσθαι τὰς ἀρχὰς μηδὲ τὰ κοινὰ πιστεύειν οίς ούχ ὁ τρόπος χρηστὸς καί δσοις ούκ αμεμπτος, πάντα δε πράττειν δρώντας επί το κοινή συμφέρον. ἀλλὰ πρατοῦσι μέν ταῦτα, ἀρχιερεῦσι δὲ τῷν όρθων περί πίστεως όρων αντέχεσθαι καί του χριστωνύμου περιποιείσθαι λαού, πάσί τε και κοινή και ίδια τά βέλτιστα και νενομισμένα ποιείν υποτίθεται, ών ή αρίστη γίνεται πολιτεία καὶ κατορθούται τὰ ἐν ταῖς πόλεσι διοιπούμενα.

Τοιαύτη μεν των πρακτέων ή βίβλος διδάσκαλος, Εστι δε και προς εμπειρίαν πραγμάτων επιτηδεία. οὐκοῦν, ὁ καὶ τοῦ λόγου εἶπον ἀρχομένου καὶ ἐν μέσω τούτου γενόμενος ἐξεθέμην, διδασκαλεῖον καθέστηκεν ἡ παροῦσα βίβλος τής κρείττονος ἔξεως. φιλοπονώτερον οὖν μετιτέον ταύτην. εἰ γάρ τινος ἐπὶ πεῖραν ἰόντος ἀνδρὸς ἀγαθοῦ καὶ διηγουμένου τὰ κατ' ἐκείνον ἀκούειν καλὸν καὶ δνήσιμον τοῖς ἀκούουσι, πῶς οὐ τῶν πάνυ λυσιτελέστερον ἐντυγχάνειν τῆ παρούση βίβλω, μὴ περιέργως μη ἀνειμένως ἀνδρῶν ἀγαθῶν, ἄμα δὲ καὶ τῶν φαύλων το βίους διεξιούση; δεῖ γὰρ καὶ τῶν φαύλων ἔχειν τὴν ίστρίαν, ἔνα τῆ παραθέσει τῶν βελτιόνων τὸ βλαβερὸν α τῶν διδασκόμενοι ἀκριβέστερον ἀποκρούσιμεν. οὖτω γι καὶ οῖ πάλαι τοὺς ἑαυτῶν πρὸς τὰ κρείττω παῖδας σπο

δάζουτες προβιβάζειν ετύγχανον, ώς αν εκ των εναντίων φαύλων τὰ κρείττω καὶ κάλλιστα εκδιδάσκοιντο. ἀλλ' ἡ μεν βίβλος τοιαύτη καὶ οὕτως ὀνήσιμος, ἄξιος δ' ὁ μισθὸς τῷ συντεταχότι ταύτην τοῦ ἔργου θεόθεν ἀπομετρηθείη, καὶ ος τοῖς περὶ τὰ κάλλιστα σπεύδουσιν ἐποφείλεται.

## PRAEFATIO.

loannis Zonarae Annales seculo compositi duodecimo et historiam mundi ab antiquissimis temporibus usque ad Alexii Comneni imperatoris obitum complexi quum plures quam merebantur lectores habuisse videantur, codicibus non paucis sunt propagati, de quibus dictum est in Praefationibus editorum primo huius editionis vohmini praemissis. Horum codicum alii textum talem lere exhibent qualem ab Zonara scriptum fuisse credibile est, alii novitiorum interpolatorum incredibilem experti sunt temeritatem, qui Zonarae verba saepissime suis amplificarunt additamentis vel ad arbitrium suum refinzerunt. sola ducti scripturae mutandae libidine: unde ingens orta est scripturae diversae copia, cuius specimina H. Wolfius et Ducangius in annotationibus ediderunt, sed quam integram ex codicibus omnibus colligi in tali scriptore nemo facile expetet, quae iam H. Wolfii sententia fuit, cuius v. Praefat. vol. 1 p. XXXII. Quamobrem nos satis habuimus volumine quinto duorum proposuisse optimorum codicum lectiones tanta collatorum. digentia quanta priorum editorum in hoc genere negligentia fuit. Eorum prior est Monacensis n. 324. sombycinus foliorum formae maximae 553, olim ab H. Wolfio inspectus, de quo v. Praefat. vol. 1 p. IV: alter est egregius codex Parisinus 1715, post Ducangii demum tempora bibliothecae regiae illatus, qui centenis in locis veram scripturam solus nobis praebuit. Est bom-, bycinus foliorum formae maximae 474, scriptus anno Chr. 1289 secundum subscriptionem: v. Praefat. vol. 1 p. III. IV. His duobus igitur codicibus res prope confecta haberi potest: si qui tamen ampliorem in codi-

άπ' αὐτῶν ἐστι πρόδηλον τῶν ἐμφερομένων ταύτη διηγημάτων α γαρ φιλοτίμως διέξεισι, των έν βίω ταυτα πραγμάτων άψευδής παιδεία καὶ όδηγὸς πρὸς τὰ κάλλιστα άμφοτέρων γάρ είκονας, του άγαθοῦ καὶ τοῦ έναντίου, καθωσπερεί τοὺς τῶν ἀπ' αἰῶνος βίους ἀνθρώπων ἐπέξεισιν : ώς δὲ σπουδαῖος ὁ ταύτην συντεταχώς ἦν καὶ ξονων ούχ ήκιστα άρετης επιμελούμενος, παριστά μεν και το εμφαινόμενον ήθος τη κατ' αυτον φιλοπονηθείση συγγραφή, έστι δε και εξ ων ούκ ολίγων όντων ετέρων τῶν τοῦ ἀνδρὸς σπουδασμάτων οὐκ ἄδηλον, καὶ μάλισθ' ότι πρός του άγγελικου τους κοσμικούς θορύβους αποσεισάμενος καὶ μονήρη βίον ἀπέδραμε, προφανέστερον. καὶ γὰρ, ῖν' ἐν ἐπιτομή τὰ ἐκείνου διέλωμαι, ἡν μὲν των εύπατριδών, ήν δ' ούκ αμάρτυρον την του γένους έχων εύδαιμονίαν ἀπὸ τῶν λόγων τὴν γὰρ ἐκ τοῦ πλουτείν και τὰ πρᾶτα φέρειν ἐν βασιλείοις αὐλαίς εὐθοξίαν σιγώ. πράτιστος δὲ καὶ ἐπίδοξος ἀρετή καὶ λόγοις γενόμενος, και δι' εκάστου τούτων εύδοκιμήσας, ώς και τιμών ού μετρίων πρός βασιλέως άξιωθήναι καί παρρησίας ού μεῖον τῶν μέγιστα παρά βασιλεῖ δυναμένων προσαπολαύσαι, ἐπειδή τὸ περιστατούμενον ἔγνω τοῦ βίου καὶ αστατον, ώσπερ κύβον αναφρίψας τὰ ἐν τω βίω πρὸς τὸ της αρετης προσεχώρησε στάδιον, οὐδεν η μικρον η μείζον τῶν ἐνοχλούντων ἐπιφερόμενος. διὸ καὶ διὰ πασῶν των της πρείττονος διοδεύσας μοίρας όδων, έξ απάντων καλών τὰ βελτίω και κράτιστα συνελέξατο. είτα και τοῖς έξης και μεθ' έαυτον άνθρώποις καταλιπείν άρετης είκόνα καὶ τῶν ἐν βίφ πραγμάτων διδασκαλεῖον, ἐξ οὖπερ τάς μετακλίσεις τε καὶ άντικυλίσεις έμελλον έκμανθάνειν καὶ ὅπως ὁ περιάγων κύκλος τῷ ἀνηρέμῳ τῆς Ελξεως καλ περιφοράς εναλλάττειν οίδε και περιάγειν βουλόμενος, ενεσπούδασε πάντων τη ίστορία, ούκ άλλην η ταύτην καλώς επικρίνας είναι του βίου διδάσκαλον και ύπήδειγμα των έν κόσμω γίνεσθαι πεφυκότων.

'Ο μεν ούν, ατε προς απρον παιδείας και άφετης αν ληλακώς, διὰ τάδε τὰς εν τῆ βίβλω σπουδάσας εντέτα τῆδε τῶν βίων ὑποτυπώσεις, εκάστης δ' ἀξίας και τ ξεως ὡς εν πίνακι τὰς είκόνας αὐτῆ ἐνετάξατο · δεῖ

τους αὐτῆ ἐντυγχάνοντας τῆς τε ὅλης φιλανθρωπίας τὸν ανδο' επαινείν και ώς δδηγον των καλλίστων τρόπων καὶ παιδευτήν ἐπιτηδευμάτων χρηστών του καθήκοντος μη αποστερείν επαίνου. εί δε και της απάσης αὐτὸν οίπονομίας θαυμάζειν της έν τοῖς λόγοις έθέλει τις, οὐδ' έν τούτφ του πρείττονος άμαρτάνοι. λέγφ δὲ πρὸς αὐτά τὰ τῆ ίστοφία παθήκοντα ἀποβλέπων. σαφηνείας μὲν γὰρ, έπειδή το σαφές τοις ίστορικοις ανείται και μή επίδειξιν ακαιρον της εν λόγοις δυνάμεως ποιουμένοις, τοσούτον πεφρόντικεν όσον ο λόγος απήτει της προκειμένης αὐτῷ διηγήσεως. διαίτη γαρ βητορική του ύπτίου τε καί συντόνου μέσον βαδίσειε. διὸ καὶ έδέησε τούτω σεμνότητος καὶ δι' ὧν κατορθούται τὸ βέλτιστον είδος ἐν λόγοις καὶ Ιστορίαις, εδέησε δε συντομίας το οίον δυσκίνητον η νωθρον των διηγημάτων διεγειρούσης και οίου ευκίνητον τή διακοπή ποιούσης, κάλλους δέ και γλυκύτητος όσον ξμελλε μη διακορείς τους ακούοντας διαθείναι τῷ πάνυ τραχεί καὶ δυσήχω τῆς έρμηνείας καὶ οἶον σκληρο. ἀλλὰ μήν οὐδ' ἐπιεικείας ὁπόσον ἀκίνδυνον ήν διαπέφευγε. τὸ δ' ἐπιλάμπον ἐφ' ἄπασι τοῖς σεμνοῖς τῶν διηγημάτων ήδειαν την δμιλίαν της ίστορίας ποιεί τῷ ἀνδρί. Θαυμάσειε δ' αν τις αὐτοῦ καὶ τὸ καθαρὸν τῆς έρμηνείας καί οίου ακμαΐου και σύντομου καυ τοῖς σχήμασι διαλλάττον. τὸ δὲ τῆς λέξεως ἀνθηρον καὶ ποικίλως μεταποιούμενον ού μικράς τινος άξιον εύφημίας. εί δε μή χαίρει τραχείαις τε καὶ πεπονημέναις προστίθεσθαι λέξεσιν, έξ ών το δυσεπιγείρητον και πικρον και στρυφνόν άναφαίνεται τῷ λόγω, οὐ θαυμάζειν εἰκός οὐ γὰρ λόγων ἐπίδειξιν, ἀλλὰ βίου προτύπωσιν ἐνεγκεῖν ἡρεῖτο. διὸ καί τοῖς μεν όσοι μη βίον αίροῦνται δυθμίζειν τὸν έαυτων πρός το βέλτιου, άλλα λόγων ασκείν την επίδειξιν, ατερπής είς ακρόασιν φαίνοιτ' αν. κτημα δε τίμιον δοοι ορθον βίον του διεστραμμένου λόγου προκρίνουσιν. Αλλά την μεν ίδεαν, ώς εν βραχεί παρεθέμην, τοῦ

υ τοιούτος ἐκεῖνος ἦν, ἱστορεῖ δὲ τόπους ἄμα καὶ ματα προσώπων τε καὶ ἦθῶν διαθέσεις ὡς ὁ ἑκάτῶν ἀναγεγραμμένων ὑποβάλλει τρόπος ἀλλ' οὐδὲ μῶν οὐδὲ πελαγῶν παρεῖται τὰς ἐξηγήσεις, νήσους

τε καὶ ἀκτίους ἀφηγεῖται πόλεις πολέμων δὲ καὶ ἐμπλοκάς καὶ ναυμαχιών, οἶς ἀξιόλογόν τι καὶ πρέπον παραδοθηναι γραφή διεγένετο, κάλλιστα μέτεισιν, οὐ τὰς τάξεις μόνον ως έκατέρωθεν παρετάξαντο μετιών, άλλά καί δπόσα πρὸ τῆς συγκρούσεως καὶ τοῦ ἔργου συμβέβηκε. διαιρεί δε την της όλης αυτού μεταχείρησιν πραγματείας είς τε τὰ Ἰουδαϊκὰ, τὰ τῆς Περσικῆς και τῶν Μήδων ήγεμονίας, και ως γε προεχώρησε τὰ τοῦ 'Αλεξάνδρου καί Μακεδόνων και είλε την των Περσων άρχην, και ώς ή Ρωμαίων επιστασία το τελευταίον είς μοναρχίαν άνεληλάκει ής ἄρχεται μεν εξ Αδάμ και της πρώτης τοῦ γένους ήμων διαρτίας τε και συμπήξεως, κάτεισι δε δια των έν μέσω, καὶ ἐς ᾿Αλέξιον καταλήγει τὸν Κομνηνον τα καθ' Εκαστα διερχόμενος. οὐ βασιλέων δὲ μόνον οὐδὲ των άλλως τυραννικάς έλομένων \*) πράξεις έπτίθησιν, άλλα και άρχιθυτών ιστορεί τους καθ' Εκαστα και κατά καιρούς ἐπὶ τῶν οἰάκων τῆς Γερᾶς ἀναβῆναι καθέδρας άξιωθέντας . ών και εί τι που παρά την τῶν νόμων άξιωσιν έξεδιαιτήθη, καλώς ποιών οὐδὲ τοῦτο παρίησι.

Πάντα οὖν ταῦτα τῷ προκειμένη βίβλω σπουδάσας ἐντέταχε, πρὸς τῶν κατὰ μέρος συγγραψαμένων ἀπολεξάμενος ἔκαστα. ἐκ μὲν γὰρ Μωυσέως καὶ Ἰωσήπου τὰ τῶν Ἰουδαίων, ἐξ Ἡροδότου δὲ τὰ τῶν Περσῶν, καὶ ἐξ ἄλλων ἄλλα συνεφορεῖτο, καὶ μίαν ἐκ διαφόρων συντέταχεν ἱστορίας βίβλον, τὰ κράειστα ἡρημένος. καθάπερ οὖν οί ζωγράφοι καὶ οὖτος τῶν ἀναγεγραμμένων ἀπολαβών τὰ τῷ βίω λυσιτελῆ συνεκέρασεν ἄριστα καὶ εἰκονα παντοδαποῦ τε ζώου καὶ πολυμόρφου καθαπερεὶ συνεστήσατο τοῦ ἐν κόσμω βίου, ὡς ὰν ἔχοιεν ἕκαστος ἀφορῶν εἰς αὐτὴν ἀπευθύνεσθαι, καὶ τὸ μὲν σπουδαῖον αίρεῖσθαι φιλεῖν καὶ διὰ μιμήσεως κατορθοῦν σπουδάζειν τὰ ἐπαινούμενα, τὸ δὲ φαῦλον μισεῖν καὶ ἐκτροπιάζεσθαι.

Τοιούτος μεν ό της Ιστορίας σκοπός, καὶ διὰ τι : συγγράφειν καὶ Ιστορείν τὰ γεγενημένα προείλετο. οὐ ; ο οἰμαί τινα δι' ετέραν αίτιαν η την οὐχὶ ξαδίως εύρισ -

<sup>\*)</sup> adde ἀρχὰς, nisi τυραννίδας legendum.

μένην αξοεσιν του συμφόρου ταύτα συνενεγθήναι. διὸ καὶ προσήκει το χρήσιμον κατειδότας τῆς Ιστορίας ἐπισπουδάζειν αὐτῆ καὶ τῶν πράξεων ἡγεμόνα ποιεῖσθαι τῶν ήμετέρων, όμοίοις συμβάλλοντας δμοια τοῖς προγεγονόσιν έργα, καὶ ώσπερ οί τὰς μορφάς καὶ τὰ χρώματα μετιόντες πρός τὰ ἀργέτυπα τῶν πραγμάτων δρώντας ἐπὶ τὰς έμφερεῖς έργασίας τε καὶ μεταχειρίσεις όρμαν. οὐ γάρ έστιν αλλως πατευστογήσαι του λυσιτελούς, ούδε ού στοχαζόμεθα πράττοντες του βελτίστου τέλους, μη πρός έκεινα δρώντες καὶ ώς τῶν πράξεων ἀπευθύνεσθαι τούτοις τῶν έσομένων είκόσι σπουδάζοντες. ίδοι δὲ ἄν τις τὸ χρήσιμου οδ φημι, εί την εύβουλίαν όπόσα είς κατορθώσεις πραγμάτων συντείνει μη παραιτήσαιτο διαγνώναι. εί γαρ αλτίαν ταύτην των πράξεων ούσαν ούκ άγνοήσει, ούκ αν αντιλέγοι μη της των ανωθεν γενομένων πείρας την ευβουλίαν συνίστασθαι. οὐκοῦν χρήσιμον, μᾶλλον δὲ ἀναγκαΐον, εί μέλλοι τις μη τοῦ κρείττονος λόγου άμαρτήσεσθαι, μετιέναι τὰς Ιστορίας. ἐντεῦθεν γὰρ καὶ πολυπειρίαν έξει, καὶ διαφόρων γνοίη πραγμάτων ἐπιζειρήσεις, καί γνώναι μέν τα παρωχημένα των ξογων δυνήσεται. στοχάσασθαι δε τα εσόμενα. Θηρεύεται γαρ έκ των παρελθόντων τὰ μέλλοντα. ἔδοι δὲ τὸ διάφορον ἀρετῆς καὶ κακίας αὐταῖς, καὶ ὡς ἔχουσι πρὸς ἀλλήλας, καὶ α μὲν η πρός βασιλικάς άναγθέντες άξίας καὶ έξουσίας η πρός στρατηγικάς δυναστείας κατώρθωσαν οί μετ' άρετης έπαινούμενα, όσα δε τη κακία προσκείμενοι, διωθούμενα καί μισούμενα. τὸ γὰρ όλον είπεῖν, ἀρετής καὶ κακίας ή βίβλος ήδε διδασκαλείου, μαλλου δε στήλη τα εκατέρα προσόντα παραδεικνύσα. εί δε και πρακτικής επιστήμην δυνάμεως θεωρία συνούσαν αποκαλοίη τις, ού τοῦ δέοντος λίαν διαπεσείται. και γάρ έστι ταύτη μαθείν θεωρίαν τη πράξει συγκεκραμένην και μεμιγμένην, είς α πας

log ήμων ανατείνεται καὶ δι' ὧν κατορθοθται τὰ κράα. οὕτε δὲ θεωρίας ἡ πρᾶξις διαζευχθεῖσα τῶν καόντων τι διαπράξαιτ' ἂν, οὕθ' ἡ σύζυγος θεωρία τῆς
ξεως. Εκατέρας οὖν ἐνταυθοῖ τὸ κέρδος οὖκ ἄδηλον.
ιὶ δὲ βίω καὶ ἀξία πάση πρὸς πᾶν ἐπιτήδευμα χρήτὸ εἰδέναι τὰ ἐν αὐτἤ. ἰδιώτη μὲν γὰρ εἰσηγεῖται

τὰ πρέποντα ιδιώτη, καὶ στρατηγῷ τὰ τῆς στρατηγίας, παραινεί δε μή προς ήδονας εκκλίνειν τους βασιλέας μηδε των νόμων έχειν ύπεροψίαν, πάντα δε κατά την έπείνων είσηγησιν ένεργεῖν, τών ποινών μέν ώς γε βέλτιστα έξουσι πρόνοιαν ποιουμένους, των δε οίπείων ύπεροράν την μετά ραστώνης γίνεσθαι είωθυῖαν ὑπεροψίαν, εύμενείς τε είναι και ύπηκόοις ήδέως προσφερομένους, πόνων τε μη όλιγωρείν μηδε ήδοναίς δουλεύειν, άλλά πονείν και διαγρυπιμείν ταίς άρίσταις των πράξεων ένεργείαις, και βουλεύεσθαι μεν υπέρ ών χρεία, πράττειν δέ τὰ βεβουλευμένα (έστωτα γάρ, ἔφη τις τῶν ἀρίστων εἰς βασιλέας, προσήπει θνήσκειν τον ήγεμόνα και βασιλέα, διδάσκων ώς χρη δια βίου πονείν και ταίς των κοινών διοικήσεων έργασίαις του βίου συγκαταλήγειν), είναι δὲ καὶ χρημάτων ὑπερόπτας καὶ μη βαρύνειν ταῖς ἀπαιτήσεσι τὸ ὑπήποον μηδ' ώνίους τίθεσθαι τὰς ἀρχὰς μηδὲ τὰ κοινὰ πιστεύειν οίς ούχ ὁ τρόπος χρηστὸς καὶ ὅσοις ούκ αμεμπτος, πάντα δε πράττειν δρώντας έπι το κοινή συμφέρου. άλλά κρατούσι μέν ταύτα, άρχιερεύσι δὲ τῶν όρθων περί πίστεως όρων αντέχεσθαι καί του χριστωνύμου περιποιείσθαι λαού, πάσί τε καὶ κοινή καὶ ίδία τὰ βέλτιστα και νενομισμένα ποιείν υποτίθεται, ών ή άρίστη νίνεται πολιτεία και κατορθούται τὰ ἐν ταῖς πόλεσι διοιπούμενα.

Τοιαύτη μεν των πραπτέων ή βίβλος διδάσκαλος, έστι δε και προς έμπειρίαν πραγμάτων έπιτηδεία. οὐκοῦν, ὁ και τοῦ λόγου εἶπον ἀρχομένου και ἐν μέσω τούτου γενόμενος ἐξεθέμην, διδασκαλεῖον καθέστηκεν ή παροῦσα βίβλος τής κρείττονος ἔξεως. φιλοπονώτερον οὖν μετιτέον ταύτην. εἰ γάρ τινος ἐπὶ πείραν ἰόντος ἀνδρὸς ἀγαθοῦ καὶ διηγουμένου τὰ κατ' ἐκεῖνον ἀκούειν καλὸν καὶ ὀνήσιμον τοῖς ἀκούουσι, πῶς οὐ τῶν πάνυ λυσιτελέστερον ἐντυγχάνειν τῆ παρούση βίβλω, μὴ περιέργως μη ἀνειμένως ἀνδρῶν ἀγαθῶν, ᾶμα δὲ καὶ τῶν φαύλων το βίους διεξιούση; δεῖ γὰρ καὶ τῶν φαύλων ἔχειν τὴν ἰσ: ρίαν, ἔνα τῆ παραθέσει τῶν βελτιόνων τὸ βλαβερὸν α τῶν διδασκόμενοι ἀκριβέστερον ἀποκρούοιμεν. οὕτω γ καὶ οῖ πάλαι τοὺς ἑαυτῷν πρὸς τὰ κρείττω παῖδας σπι

δάζοντες προβιβάζειν ἐτύγχανον, ὡς αν ἐκ τῶν ἐναντίων φαύλων τὰ κρείττω καὶ κάλλιστα ἐκδιδάσκοιντο. ἀλλ' ἡ μὰν βίβλος τοιαύτη καὶ οὕτως ὀνήσιμος, ἄξιος δ' ὁ μισθὸς τῷ συντεταχότι ταύτην τοῦ ἔργου Θεόθεν ἀπομετρηθείη, καὶ ος τοῖς περὶ τὰ κάλλιστα σπεύδουσιν ἐποφείεται.

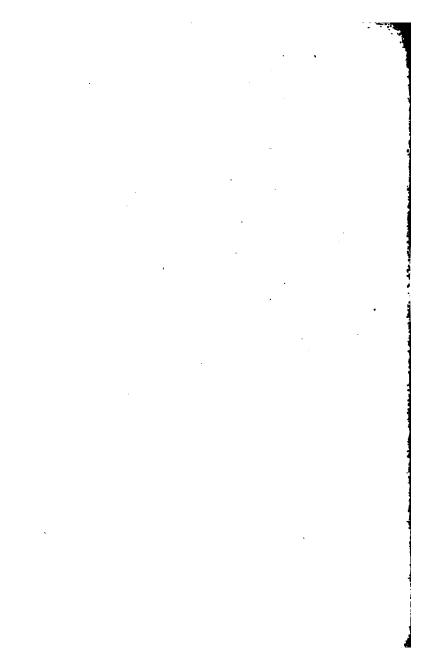

## ΙΩΑΝΝΟΎ ΤΟΥ ΖΩΝΑΡΑ ΕΠΙΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΩΝ.

## IOANNIS ZONARAE EPITOME HISTORIARUM.

CUM

CAROLI DUCANGII SUISQUE
ANNOTATIONIBUS

EDIDIT

LUDOVICUS DINDORFIUS.

VOL. VI.



LIPSIAE
IN AEDIBUS B. G. TEUBNERL
MDCCCLXXV.

gibt dasselbe uns ein-Beispiel von der groben Unwissenheit und Nachlässigkeit des Zoparas. Iosephus nennt nämlich den Mnaseas ohne Epitheton und gleich hinterher den Nikolaus von Damaskus (Ἱεριώνυμος ὁ Αἰγύπτιος ὁ ..... καὶ Μνασέας δὲ, καὶ ἄλλοι πλείους καὶ Νικόλαος δὲ ὁ Δαμασκηνὸς ...); Zonaras, vielleicht mit den Augen sich auf die folgende Zeile verirrend, macht aus beiden eine Person: Ἱεριώνυμον τὸν Αἰγύπτιον, ος ..... καὶ τὸν ἀπὸ Δαμασκοῦ Μνασέαν. So haben wohl sämmtliche Codices, und wenn dieselben auch Eine Familie ausmachen, so lehrt doch die Art der Zusammenziehung, dass diese von keinem Copisten herrührt. Mnaseas aber, den Iosephus auch L. I. contra Ap. c. 23 citirt, war von Patara oder Patra gebūrtig (cf. Voss. de hist. Gr. p. 134 sq.).

Die Quellen des zweiten Buches (p. 70-116).

Von Säuls Tode bis zur Eroberung Jerusalems durch Nebukadnezar.

1) Iosephus Antiqq. VII—X. 9. 2) Die h. Schrift.

Den Iosephus citirt Zonaras: p. 83 C D; p. 84 A D
(aus ihm den Dius und Menander, cf. Ios. VIII. 5, 3); p.
86 B; p. 109 C; p. 110 D (cf. Ios. X. 1, 4, woraus auch
die Erwähnung des Herodot entlehnt ist); p. 111 A (cf.
242Ios. X. 1, 4, 5, hieraus den Berosus. Durch diess Citat
des Zonaras fällt auf die nur scheinbar verdorbene Stelle
des Iosephus ein bedeutendes Licht, was dessen Herausgeber sämmtlich übersehen zu haben scheinen). Die h.
Schrift wird citirt: p. 83 D; p. 84 A; p. 86 B; p. 110 D.

Die Quellen des dritten Buches (p. 116-169).

Von der Eroberung Jerusalems durch Nebukadnezar bis auf den Tod des Cyrus.

1) Iosophus Antiqq. X. 9 bis zum Ende des Buches 2) Die h. Schrift. 3) Theodoret. 4) Plutarch. 5) Xenophon. 6) Herodot.

Das dritte Buch zerfällt seinem Inhalte nach in zwei

Theile, welche sich da abgränzen, wo die Geschichte der Perser beginnt, p. 146. Hiernach richtet sich naturgemäss unsere Untersuchung.

## Erste Hälfte (p. 116 - 146).

Bis auf den Tod des Tobias.

Von p. 116-119 B sind losephus (Antiqu. X. 9 in. -10, 5) und die Bücher der h. Schrift des Zonaras alleinige Führer. Dagegen lässt er bei der Erklärung von Nebukadnezars Traum p. 119 B - p. 121 B den Josephus ganz bei Seite liegen; denn dieser geht nicht nur auf keine Interpretation der Daniel'schen Traumdeutung über die Reiche der Erde ein, sondern theilt nicht einmal die Deutung selbst vollständig mit; vielmehr schliesst er mit der Herrschaft des vierten Reiches, welches, dem Bisen gleich, die römische Monarchie bezeichnet, ab: καὶ ταύτην άλλη παύσει την ίσχου όμοια σιδήρω, και κρατήσει δη είς άπαν δια την του σιδήρου φύσιν, είναι γαρ αυτήν στερροτέραν της tou γρυσοῦ καὶ τοῦ γαλκοῦ (Ios. l. c. cf. Daniel. c. II. 40). Die Absicht, wesshalb losephus den Rest der Prophezeiung verschweigt, betreffend den Stein, der Eisen, Erz, Silber und Gold zertrümmert und eine ewige Herrschaft, die des Christenthums, andeuten soll (Daniel. II. 41-45), liegt klar am Tage. Sicher sah er nicht in dem Steine das Sinnbild des damals eben erst aufkeimenden Christenthums oder überkaupt einer geistigen Weltherrschaft, sondern hätte von seinem Standpunkte aus ihn nur auf eine materielle, irdlsche Dann würde er aber die Vernich-Macht beziehen können. tung des römischen Reiches haben prophezeihen müssen. Und was hatte Rom dazu gesagt und das Flavische Haus, dessen Schützling er war? Aus dieser Verlegenheit konnte nur Schweigen ihn retten; allein eine Unterlassungssünde243 wollte er gerade auch nicht begehen, und so sucht er denn auf eine höchst charakteristische Weise allen Ansechtungen durch eine plötzliche feine Wendung zu entschlüpfen. donλωσε δε καί, sagt er, περί του λίθου Δανιήλος τῷ βασιλεί άλλ' έμοι μέν ούκ έδοξε τοῦτο Ιστορείν, τὰ παρελ-

θόντα παὶ τὰ γεγενημένα συγγράφειν οὐ τὰ μέλλοντα omelloves. Und um verweist er kurz die Wissbegierigen auf den Daniel selbst (X. 10, 4 fin.). - Ganz anders macht es natürlich der Mönch des zwölften Jahrhunderts, obgleich der Umstand, dass er die Prophezeiung gerade da unterbricht, wo Iosephus sie schliesst, hinlänglich darthut, dass er bis dahin noch immer nur diesen vor Augen hatte und dessen Plane folgte. Zonaras erklärt zunächst die vier weltlichen Reiche auf die bekannte Art für das assyrische, das medisch-persiche, das macedonische und das römische; hierauf geht er, mit Hinzufügung des Restes der Prophezeiung aus Daniel, zu dem Symbole des Steines über und wendet es mit Ausführlichkeit auf Christus und dessen Stiftung an. Ist nun aber der Inhalt dieses Abschwittes wirklich einer der wenigen selbstständigen Zusätze, wodurch Zonaras gleichsam fremdes Eigenthum interpolirt? Zwar deutet er nicht im entserntesten eine besondere Quelle an, auch ist der schriftstellerische, sowie der absolute Werth des Einschiebsels nur gering, da in seiner Zeit jene Erklärung gäng und gäbe war, während auch die unserige sie schon aus seinen Vorgängern vollständig kennt. Dennoch ist er auch bier nicht einmal unabhängig, sondern erborgte das Wesentliche aus einem Schriftsteller, den er in den ersten 12 Büchern niemals nennt, aus Theodoret's Commentar zum Daniel, obgleich nicht durchaus wörtlich und nicht ganz ohne eigenes Räsonnement. Genauere Vergleichung: Zon. p. 119 B -C med. aus Theod. Comm. in Dan. c. II. v. 31-33. Opp. omn. T. H. P. II. ed. Schulze p. 1089 sq.; ed. Sirm. p. 563. — Zon, p. 119 C med. — 120 B fin. nach Theod. p. 1095 - 1099 (die politischen Ausführungen über Rom sind meist eigener Zusatz, aus der Lecture abstrahirt; desshalb verweist er auch p. 120 A auf die aggain συγγράμuara, was nicht mehr bedeutet, als ob er sagte: Das weiss Jeder, der die römische Geschichte kennt, der den Dio oder einen ähnlichen Historiker gelesen). - Zon. p. 120 Cp. 121 A fin. nach Theod. p. 1092 sq., aus dem auch die anscheinend selbstständigen Citate der Schriften des alten und neuen Testaments sammtlich entlehnt sind.

Von p. 121 B-p. 124 D fin. schreibt Zonaras wieder wörtlich den losephus (X. 10, 5-11, 7) ab; selbst der Uebergang: ogg de per' ollyon o 'Accupios eneivos eviяшог втерог (р. 121 D) ist ganz nach los. l. c. S. 6: όλέγο δε θετερον χρόνο πάλιν όρα κατά τους υπνους ό βασιλεύς όψεν ένέραν; Daniel hat durchaus keine ähnliche Acusserung. Nur bei Gelegenheit der Traumdeutungen erginzt er neuerdings seinen Hauptführer aus Daniel c. IV. Namentlich citirt er den losephus p. 122 D; und aus ihm den Berosus, Megasthenes, Diokles und Philostratus, den Verfasser indischer und phönicischer Geschichten (ef. Ios. X. 11. 1). Das eθς ή loropla παρέδωπε (p. 121 C) weist auf Niemand anders als Iosephus (X. 10, 5) und Daniel (c. lil). P. 124 A hat Zonaras einige Angaben über Cya-244 rares, die sich weder beim losephus noch im Daniel finden. le sagt: કોઇ de of nata the rúnta ensluye, nad' ກີບ τον αστράγαλου του γράφουτα έθεάσατο, φασί και την πολιν αξοεθήναι, κακείνου αναιρεθήναι. μετά δε την του Βαβυλώνος άλωσιν, ό Προφήτης Δανιήλ παρά Δαρείου του Μήδου, ος και Κυαξάρης ωνόμαστο, και μητράδελφος ήν του Κύρου, υίος ών Αστυάγους του βασιλεύσαντος Μήθαν, είς Μηθίαν μετήνεπτο, και πάσης ήξιούτο τιμής. Zonaras muss hier also einen andern Gewährsmann baben; die Vermuthung führt uns wieder auf die Commentare zum Daniel. Und in der That, wir finden im Theoderet (in Daniel. VI. p. 616 ed. Sirm., p. 1173 ed. Schulze) dieselbe Angabe; ohne Zweisel hat ihn Zonaras also auch hier benutzt. Zwar beruft sich Theodoret selbst bei jener Behauptung auf Iosephus; doch fehlen bei diesem (X. 11, 4) einige Momente, besonders der Name Cyaxares.

Der Abschnitt von p. 124 D—p. 138 C med. enthält249 die Visionen und Revelationen des Daniel. Iosephus (S. X. 11, 7) berührt dieselben wieder nur obenhin; der Mönch musste natürlich ein grösseres Wohlgefallen daran finden. Seine Hauptquelle ist Daniel c. VII—IX. Nur die in diesen Capiteln enthaltenen Geschichten theilt Zonaras ausführlich mit; die übrigen deutet er bloss durch Hinweisung auf das Buch des Propheten an (p. 138 B C). Bei der genauen

Interpretation aller Einzelheiten hat er wiederum den Commentar des Theodoret (s. p. 1190-1252 ed. Schulze) zu Rathe gezogen. Zwar erwähnt Zonaras gerade ihn nicht, sondern sucht vielmehr durch mannichfache andere Citate eine grosse Belesenheit zu affectiren; er nennt den Plutarch (p. 127 A), den Dio Cassius (p. 127 C), den Polybius (ibid.), mehrere einzelne Schriften des alten und des neuen Testaments (p. 134 A B p. 135 B) und den Iosephus (p. 136 B); ausserdem scheinen Ausdrücke und Wendungen, wie Lovoφείται (p. 125 D) und ώς δέ τινες ίστοροῦσιν (p. 127 A) auf besondere Quellen zu deuten. Allein, abgesehen von der Anführung des Dio und des Polybius, welche nur eine ganz allgemein gehaltene Hinweisung auf deren Werke überhaupt ist, von keinem grösseren Gewicht, als der oben besprochene Ausdruck αρχαΐα συγγράμματα, — ergibt sich höchstens das Citat des Plutarch als selbstständig; die übrigen sind sammt und sonders erborgt. Man sehe die nähere Vergleichung:

Zon. p. 125 A-B fin. ist nach Theod. p. 1190 sqq.

- p. 125 B fin. D fin. aus Plut. Artax. c. 16.
- p, 126 A-127 A nach Theod. p. 1192 sqq.
- p. 127 A mit dem unvollständigen Citate: and vee δ Χαιρωνεύς, ist eine wörtliche Entlehnung aus Plut. Alexand. c. 77 fin.; auf diesen geht auch das ώς δέ τινες ίστοροῦσιν.
- p. 127 A med. 129 B med. nach Theodor. p. 1195-1201, mit jenen beiläufigen Verweisungen auf Dio und Polybius.
- p. 129 B med. 132 C med. nach Theodor. p. 250 1212-1220, mit einigen Ergänzungen aus eigenem durch Lecture des Plutarch und des Iosephus gewonnenen Wissen.
  - p. 132 C med. 138 B med. nach Theodor. p. 1237 -1252 cl. p. 1225. Die hierhergehörigen Citate aus der heiligen Schrift p. 134 AB und p. 135 B sind genau aus Theod. p. 1241 sg. und p. 1244 herübergenommen. Ja, nicht einmal die Berufung auf losephus p. 136 B ist eine unmittelbare, son-

dern fliesst ebenfalls aus Theod. p. 12467 Diess ist nicht zu verwundern; denn sie bezieht sich auf eine Angabe desselben in den späteren Bächern, die ihm noch nicht vor Augen lagen.

Mühsam etwas vorweg aufzusuchen, ist nämlich durchaus nicht des Zonaras Art; er glaubt schon genug zu thun, wenn er hier und da einer Curiosität halber einen ausserordentlichen Weg einschlägt, den er nicht die Absicht hat anderwärts weiter zu verfolgen. Dahin gehört nun auch die Abschweifung über die persische σκάφευσις p. 125 fin. - b fin., wo jenes lazopertas erscheint, übrigens aber kein Gewährsmann genannt wird. Dass die Beschreibung aus dem Artaxerxes des Plutarch entlebnt sei, hemerkte ich oben schon; auch Du Cange nahm es wahr (s. T. II. not. hist. 1. 9. Diess ist bei ihm ein seltener Fall), Die Abweichung, dass Zonaras den Mithridates, den er nicht namhast macht, 14 Tage martern lässt, während Plutarch von 17 Tagen spricht, kann keinen Austoss geben; sie ist auf verschiedene Weise erklärbar, vielleicht sogar absiehtlich. Plutarch seinerseits hat hier ohne Zweifel aus Ktesias geschöpft, den er im Artaxerxes durchgangig benutzt (cf. Heeren de fontib. Plut. p. 94 sqq., wean auch mit Hinzuziehung einiger andern Quellen, wie namentlich des Dinon.

Schliesslich bemerke ich, dass zwischen Zonaras und Hippolytus Martyr keine Beziehung obwaltet, wie aus einer Vergleichung mit dem Fragmente des Letzteren erhellt, welches in dem Warke: Daniel secundum Septuaginta, Romae 1772. B. 95 122 abgedruckt ist; dagegen mag Hippolytus leicht eine der Grundlagen des Theodoret gewesen sein Von p. 138 Cimed. p. 146: A enthält die Geschichte vor losephus theilt: darüber gar Nichts mit, daher kam es auch wahrscheinlich, dass es Zonaras früher am passenstamniss bemerkente ungestellte ger Nur flickt er es, seine Vertretz, an einerkente ungestellte ger Nur flickt er es, seine Vertretz, an einerkente ungestellte gen vergass. Nun flickt er es, seine Vertretz, an einerkente ungestellte gen verdem ordnung zum kebukadnezar gen ein ein eine Genge des Iosephus gemäss, hatte sterben lassen zonares, hatte sterben lassen

Wörter, ebenfalls dem Xenophon (IV. 2, 30. VIII. 2, 14. VIII. 2, 15. VIII. 6, 20) angehörig

Die Quellen des vierten Buches (p. 169—215). Vom Tode des Cyrus bis auf Antiochus Osog und Simon, den Bruder des Jonathan

1) losephus: 2) Herodot. 3) Plutarch. 4) Arrian. · Von p. 269 A med D fin. Hier kehrt er zum losephus zarück, ohne ihn zu citiren/ und stellt nach ihm (XI. c. 1, 11-c. 3) das Verhältniss des Gyrus und Cambyses zu den Juden dar, und zwar Wort für Wort abschreibend, nur dass er dem Cambyses 7. Jahre beilekt: während losephus nur 6. Diese Abweichung erklärt sich daraus; dass Zonaras, im Folgenden den Herodot consultirte und ihm also die Stelle unter die Augen fallen musste, wo dieser (111. 66, 2) die Regierungsdauer des Gamhyses auf 7 Jahre 5 Monate angibt; danach corrigirte er nun .-- Die Magierherrschaft undides Darius Thronbesteigung berührt losephus nur ganz obenkin (lib. I. ic. 3, 1); dagagen meist Zonaras (p. 469 d): καλόν δε και την περί τούτων διήνησιν πονήσασθαι έν έπιτομο. Und nun legt er denn den Josephus nochmals bei Seite, um von p. 170 A-173 B den Herodot (III, 64-68) zu excerpiren. Er fällt hierbei gleich in eine inconsequeus; denn während er früher, dem Nenophon folgend, den Bruder des Cambyses Tanaoxares genannt, mennt er ihn jetzt fortwährend nach Herodot Smerdes. Dieser plätzliche Widerspruch, in den zu gerathen seine Unwissenheit zicht vorausschen konnte, zwingt ihn jetzt zu einleitenden Worten: (p. 170, A): ... Cambyses batte einen Bruder ... welchen Xenophon Tanaoxares... Herodot aber Scierdes mennt. !!! Sonst citirt er den Herodot nicht weiter; dat Excerpt ist aber wieder völlig wortgetreu. Wie jämmerlich das Verfahren des Zonaras ist, zeigen auch fernere Inconsequencen: p: 169 D hatte er nach loseph. XI. 2, 2 den Gambyses de cadapatro sterben lessen; jetzt erzählt en (p., 170, C., B)! dessen: letzte Augenblicke noch einmal nach Herodot, und lässt ihn mit diesem imisyrischen Ekbatana sterben. Doch hiervon genug. Nur der Schein seiner Gelehrsamkeitt muss auch hier

vernichtet werden; denn die prunkenden Phresen: of μèν ουν φασί und of δε εκεφοίον είναί φασι (p. 173 A) sind253 nur aus Herod, tib. I. o. 87 herübergeholt.

Von p. 173 B—p. 183 B med. — Die jüdische Geschichte von Darius Hystaspes bis auf Alexander; wörtlich abgeschrieben aus Iosephus von dem Punkte an, wo er oben Halt gemacht, d. h. von XI. c. 3—c. 8, 4. Namentlich wird derselbe augeführt p. 176 D (cf. Ios. XI. 5, 2). — Die Abweichungen sind unbedentend, wie z. B. dass er p. 182 D den Sohn des Joannes Joad nennt, während Iosephus XI. 7, 2 Jaddus oder nach anderen Handschriften Jaddus sehreiht.

Von p. 183 B med. - p. 197 B. - Die Geschichte Alexanders des Grossen. Nach seiner gewöhnlichen Art, die wir nun schon kennen, sagt Zonaras beim Eingange: Emel α μνείαν του 'Αλεξάνδρου καὶ ὁ τῆς ίστορίας λόγος πεπίηται, παλον και τούτου τας πράξεις τε και τα ήθη, หล่ อีซิรบ หลาง รไขอบ อีซูบ , หลา อีสเบืออนทุ้บ อีเทุทุธลธซินเ, καὶ ούτως αύθις ἐπαναγαγεῖν τον λόγον πρὸς τὴν συνman. ... Und um so mehr, fügt er hinzu, weil er nach Jerusalem kam u. s. w." (Man sieht, wie er selbst die judische Geschichte in dem ersten Theile seines Werkes als Mittelpunkt setzte) ,, und weil er selbst, wie losephus erlibit (hiermit respiert er auf los. XI. 8, 5) ein göttliches Traumgesicht deutete, was wir im weiteren Verlauf der Er-Millung, nach der Geschiehte Alexanders, melden werden." Nun beginnt er das eigentliche Thema mit der Herkunft des Helden, und da ihn Iosephus hier verlässt, so wählt er sich einen neuen Führer, den er jedoch nicht nennt. Es ist aber kein anderer als Plutarch; denn der Anschein vielforschender Gelehrssmkeit ist wieder nur ein Reflex der Plularchischen Darstellung. Er epitomirt gleichsam die fremde Quellenforschung nicht minder wie die Erzählung der Thatsachen selbst. Man sehe nur zu:

P. 183 G: μυθεύεται ist aus Plut. Alex. 2. T. IV. ed. Reiske.

p. ,, ,, léyerar de ,, ,, ,, ,, c. 3.

P. 189 D: iστοφούσιν, ,, ,, ,, c. 37. (eine Angabe, Beute betreffend, welcher Diodor widerspricht).

der Frage, ob jenes Zeugniss echt oder untergeschoben, von keinem Einfluss; dass es jedoch mindestens echon im vierten Jahrhundert in den Manuscripten des losephus ge-255lesen wurde, ist aus der Anführung des Eusehius (Hist. eccl. I. c. 11) klar. Bei dieser Gelegenheit macht aber Zon, noch einige Zusätze. Die Merkwürdigkeit der Sache brachte es mit sich, dass sie allgemein in der Christenheit besprochen wurde; auch Zon. musste daher Manches darüber vernommen und gelesen haben. Nunmehr beschränkt er sich nicht auf die blosse Mittheilung jenes Zeugnisses. auf dessen Wichtigkeit er schon in der Einleitung (p. 9 A) aufmerksam gemacht hatte, sondern führt p. 267 D und p. 268 A B ein noch ausführlicheres desselben Auters an. und zwar aus dessen Rede an die Hellenen, deren, wie er hinzufügt, auch der h. Iohannes Damascenus in seinen Parallelen gedenke. Dieser Schriftsteller des achten Jahrhunderts, einer der Begründer der systematischen Theologie und, wie seine πεφάλαια φιλοσοφικά beweisen, mit den philosophischen Systemen ziemlich vertraut, nahm jederzeit die allgemeine Aufmerksamkeit des theologischen Publikums in Anspruch. Auch Zon. beschäftigte sich mit ihm und schrieb, wie wir aus der Angabe seiner Werke ersehen (s. Du Cange praef.) eine Έξήγησις τῶν Αναστασίμων κανόνων των του Δαμασκηνού. So waren ihm denn auch dessen ερα παράλληλα zur Hand, die ebenfalls dogmatischen Inhalts sind. Leicht könnte desshalb der Verdacht entstehen, dass das οὖ καὶ μνείαν πεποίηται eine trügerische Wendung und das Ganze nur ein Plagiat aus dem Damascenus sei. Diess erweist sich jedoch als ungegründet: denn die Stelle, welche Zon, aus jenem philosophischen λόγος recitirt, findet sich zwar bei loann. Dam. Opp. omn. ed. Par. T. ll. p. 755, wird aber von demselben dem Bischof Meletius vindicirt (τοῦ ἀγίου Μελετίου ἐπισκόπου 'Avriogelag); dagegen theilt Damascenus gerade an dem Orte, welchen Zon. im Sinn hat (l. c. p. 789: 'Ioon zou, έκ του λόγου του άναγιγραμμένου κατά Πλάτονος), einen ganz anderen Abschnitt der betreffenden Schrift mit. bedeutendere Fragment derselben, welches Höschel aus Ita-

lien erhalten und in seiner Ausgabe des Photius (p. 923) zuerst abgedruckt hat (es steht auch im Ios. ed. Haverkamp. T. II. p. 146), beginnt mit dem Inhalt des Bruchstückes bei loann. Dam. p. 789, dann folgt ein soust unbekannter Theil, hierauf der Inhalt des Bruchstückes bei Zen. l. c. und bei Ioann. Dam. p. 755, und endlich wieder ein unbenutztes Stück als Schluss. Nun ergibt die Vergleichung, dass die Worte des Zon, vollkommen mit dem Originaltexte übereinstimmen, die des Damascenus aber fast durchgängig modificirt sind; mithin ist Zon. augenscheinlich auf das Original selbst zurückgegangen und hat von dem angeblich Josephischen Antiplatonismus eine unmittelbare Kunde gehaht; denn mit Recht gilt die Schrift neol του παυτός oder περί της του παυτός αίτίας für unecht, obgleich die Herausgeber des Fragments den Namen des losephus nicht getilgt, und die des Letzteren die Aufnahme nicht versagt haben (vergl. u. A. Hoeschel. ad Phot. l. c.; Th. Ittig. Prolegom. ad loseph. v. fin.: adn. ad Ioann. Dam. l. c. p. 789). Daher war sie auch sieher den Exemplaren des losephus nicht angehängt, so dass Zon, sie sich anderweitig verschafft haben muss; denn einmal hätte dann auch Eusebius sich gewiss dieses zweiten Zeugnisses bedient, und andererseits würde sie dann auch in den heutigen Codices 256 sich finden. Dem Damascenus mag übrigens die Täuschung verziehen werden; da aber bald nach ihm, schon im neunten Jahrhundert, die Abhandlung durch Photius (bibl. cod. 48) für untergeschoben erklärt wurde, so ist es wieder ein Beweis von Unwissenheit, wenn Zon, dessenungeschtet nicht den geringsten Zweifel dagegen hegt. Und doch war Photius so berühmt. Zon, selbst kennt und nennt ihn als historische Individualität (L. XVI. T. II. p. 161 D sq.). Uebrigens scheint in Betreff jenes literarischen Findlings die Stelle des Zon. bisher meist unbeachtet geblieben zu sein.

Ferner wird losephus citirt p. 271 A über Idannes den Täufer (cf. praef. p. 9 A Ios. XVIII. 5, 2) und p. 290 B über die Steinigung des Apostels Iacobus: εν' αθνοίς τοῦς Ιωσήπου χρήσωμαι ξήμασι (cf. Ios. XX. 9, 1); das könnte Zon. bei jeder Phrase sagen; auch da gilt es, wo er mit

anscheinendem Selbstwissen anftritt, wie p. 271 D; léperou, aus Ios. XVIII. 5, 3. p. 287 C: léperou, aus los. XX. 7, 2.

leh erwähne noch einer Abweichung. Zon. berührt im sechsten Buche durchgehends die Kaisergeschichte, aber mur aus dem Gesichtspunkte der jüdischen Geschichte, so dass auch hierin losephus ihm genügt. In den folgenden behandelt er sie eigens und ausführlich nach Dio Cassius. Da reschieht es denn, dass er einige Verbesserungen aus dem Dio in sein Excerpt aus dem losephus stillschweigend: hineinträgt. Se gibt er z. B. p. 275 B die Regierungsdauer des Tiberius nicht nach dem Letzteren (XVIII. 6, 10), aus dem er dech alle übrigen Worte entlehnt, auf 22 Jahre 5 Monate 3 Tage, sondern nach dem Ersteren (Lib. 58 fin.) auf 22 Jahre 7 Monate 7 Tage an. Nur so ist diese Abweichung zu erklären; denn dürfte man auch aus dem Grunde an eine Corpuption im Iosephus denken, weil dieser im zweiten Buche de hello Iud. c. 8 sechs Monate angelit (cf. Reland, ad Antiqu. l. c.), so darf man doch sicher nicht die Angabe des Zon, hineincorrigiren wollen. Uebrigens ist wohl zu beachten, dass der judische Krieg vor den Antique geschrieben wurde und lesephus inzwischen anderer Meinung geworden sein konnte. Man ersieht, welche ausserordentliche Behutsamkeit es erfordent, bei Autoren, die in einem Verhältnisse stehen, wie Zon, und Ios., den Text des Einen durch den des Anderen zu constatiren. Wie sehr würde man fehlen, wellte man hier, gleichviel, ob den Iosephus nach dem Zonaras, oder Diesen nach Jenem andern, wie verfänglich auch der Schein sein mag: oder wollte man, um ein anderes Beispiel zu nehmen, jene oben besprochene Stelle des Zonaras: xòv axò Annagaoù Meaσέαν nach losephus corrigiren; dann die philologische Kritik hat nur danach zu forschen, wie der Autor achrieb, nicht, wie er hätte schreiben sollen.

256 Iosephus hat bekanntlich den Inhalt der Antiquitäten von XII. 5 an bis zu Ende früher schon in seinem Werke de bell. Iul. summarisch als Einleitung behandelt, von Lib. 1. 1.—II. 14. Ich hemerke nun als durchaus bestämmt, dass

Zonaras nicht etwa diese Einleitung, sondern eben jane Büsher den Antiquitäten gehärigen Ortes excerpirt hat; eine genaue Vergleichung heweist es. Erst mit dem folgenden Abschnitts legt er die Antiquitäten bei Seits und nimmt zum erstenmal den jüdischen Krieg zur Hand.

Von p. 291 B.—p. 312. Der jüdische Knieg vom zwölften Jahre des Noro bis zur Zerstörung Jerusalems, nebst

einem Anhange.

Es ist ein sehr kurzes, aher meist wörtliches Excerpt aus loseph. de hell lud. bis zu Ende des Werkes; Zonaras citirt dieseu jedoch nicht. Dagegen ertappen wir ihn wieder, wie er Zeugnisse aus Iosephus herüberschunggelt. Z. B. p. 297 D: λέμεται δὲ τοὺς ἐκ τῆς πόλεως διὰ τῶν πυλῶν ἀκομισθέντας καὶ διφέντας νεκφοὺς τῶν ἀπόρων γενέσθαι μυφικόδας ἐξήκοντα, τῶν δὰ ἄλλων ἀνεξεύρετον είναι τὸν ἀριθμόν. τοῦ μένκοι σίπου τὸ μέδιμνον προθηνικι ταλάντου. Woher diese Kunde, erfahren wir aus Ios. Y. 13, 7: μετὰ δὲ τοῦτον διαδράντες πολλοὶ τῶν ἐπισήμαν, τὰς πάσας τῶν ἀπόρων νεκρῶν ἀπήγγελλον μυφιάσες ἔξήκοντα διὰ τῶν πυλῶν ἐκριφῆνομ. τῶν δὶ ἄλλων ἀνεξεύρετοκ, εἰκαι τὰν ἀφιθμόνι. — καὶ τοῦν μὲυ αίτου τὸ μέτρον προθῆνου ταλάντου.

Die Abweichungen sind unhedeutend und leicht erklärlich. Wenn z. B. Zonar. p. 291 C sagt: "Vespasian habe die Stadt Jotapata belagert ἐπὶ τεσσαράποντα ἡμέρας", so geschieht diess nur der runden Zahl wegen. Nach Ios. III. 7, 33 dauerte die Belagerung über 47 Tage (cf. III. 8, 9).

— Wenn er ferner p. 297 D sagt: μιᾶ γὰρ νυκτὶ ὑπὲρ τρισχιλίους ἀνασχισθήναι συνέβη, Ios. V. 13, 4 dagegen: μιᾶ γοῦν ἀνεσχίσθησαν νυκτὶ πρὸς δισχιλίους, so steckt sicher eine Flüchtigkeit oder eine Cerruption dahinter.

Noch ist vom Anhang zu reden. Nachdem nämlich Zonaras p. 342 C mit einem Excerpt aus dem letzten Capitel
des letzten Buches (VII. 11) die Geschichte des Krieges absolvirt, erwähnt er in einem Zusatze von wenigen Zeilen258
des jüdischen Aufstandes unter Aelius Adrianus, mit der
Bemerkung: περί οξα έν τοῦς ἰδλοις τόποις Ιστορηθήσεται,
nämlich in der Kaisergeschichte Lib. XI. p. 589 D sq. Wir

werden später von den Quellen dieses Buches sprechen; erst nach der Ausarbeitung desselben hat er wohl den hier in Rede stehenden Zusatz eingeschoben. - Endlich folgt p. 312 C D ein kurzer Uebergang zum siebenten Buche. Er lautet: Ρωμαίων δε μνησθείσης της ίστορίας, και τούτοις πράτος αναθεμένης αήττητον, αναγκαΐον πάντως είπειν મથી ઈાઈલંકુંલા મેં લેંગલાખ્યોકલા ૧૦૫૬ દેમ્પરમકુંબાર્દમભ્ય ૧૦૫૬ જો τῷ συγγράμματι, τίνες τε οί Ρωμαίοι, καὶ ὅθεν τούτων έθνος συνέστη τὸ ἐξ ἀρχῆς καὶ πόθεν τὴν κλήσιν ἔσχε, καί τίσι πολιτείαις έγρήσατο, καί οΐαις τύγαις ένέκυρσε. καί όπως προύκοψεν είς εὐδαιμονίας ἀπρότητα, ώς μικρού κυριεύσω της οίκουμένης έπάσης, καὶ τὸ κράτος κατά πάντων σχεδον άναδήσασθαι, και όπως βασιλευθεν έξ άρχης, είς άριστοκρατείαν ήτοι Δικτατορίας καί Tratelas perenece, nal els Apponearelar addes perfνεκτο, είτα είς μοναργίαν επανελήλυθε. δητέον μοι τοίνυν και περί τούτων, και διηγητέον, ώς ενόν επιτέμνοντι τὸ πλάτος τῆς διηγήσεως, καὶ τὴν μακρηγορίαν συστέλλοντι, εν' είεν εὐσύνοπτα τὰ τῆς Ιστορίας, καὶ τὴν τῶν έπιοντων ταθτα μυήμην μη διαφεύγοιεν. Bei diesen letzteren Aeusserungen hat Zonaras das räsonnirende und rhetorisch-declamatorische Element der Quellen im Sinu, die er zu excerpiren sich anschickt, und welches er auch schon in der Einleitung getadelt und zu vermeiden versprochen hatte.

Die Quellen des siebenten, achten und neunten Buches (p. 213-471 fin.).

Die römische Geschichte von Aeneas bis auf die Zerstörung Karthagos und Korinths.

Zonaras nennt nur ein einziges Mal seine Quelle (dena der beiläufig citirte Herodot p. 330 B ist nicht su rechnen), nämlich den Plutarch p. 459 B. Sonst gebraucht er nur Ausdrücke, wie p. 314 C: τινὸς δέ φασι; p. 316 A: Ετερος δὲ λόγος έχει; p. 320 C: λέγεται; p. 321 B: οἰδα μὲν οὐν καὶ ἔτερά τινα . . . εἰρημένα. — ἀλλ' αὐτὸς τῷ πιθανωτέρω ἐθέμην; p. 322 C: φασίν; p. 324 B: λέγεται; p. 327 A: λέγεται γὰρ καὶ ἀμφότερα; p. 328 B:

φασιν; p. 348 C: λέγεται; p. 349 B: ούτω μεν ταύτα παραδέδοται γενέσθαι; λέγεται; p. 355 C: λέγεται; D: οί μεν φασίν, οί δε ...; p. 860 C: ξοτόρηται; p. 863 B:259 οί μεν ούτω φασίν ... οί δε ...; p. 390 D; λέγεται; p. 395 B: ώς ή φήμη λέγει; p. 410 A: έχει δε λόγος u. s. w.

Dass Zonaras in diesem grossen Abschuitte viele Quellen benutzt, wie Reimarus ad Dion, praef. §. 13 meint, daran ist gar nicht zu denken; das nwäte einem Zonaras eine wiel zut complicirte Sache gewinnen; er geht einfach und genade und überlässt die gewundenen und atueren Wege Anderen. Wenn er p. 471 C sagt: τὰ μὲν οῦν μέχρι τοῦθε, πεπτραγμένα Ρομαίοις, βίβλων πυχών τῶν πάλαι καῦς ἐπετραγμένα ἐρακον ἀρχαίων ἀνδρῶν ἐπεῖθεν ἔξείληφα κατ ἐπετραγίν, καὶ τῷ συγγράμματι τοῦτοι ἐπείθεικα, so sehe ich nicht ein, warum diess, wie Reimarus will, für die Benutzung vieler Autoren sprechen soll; es passt vollkommen, auch wenn Zoneras nur zwei benutzt. Und in der That, die Quellen, aus denen allein er den ganzen vorligenden Abschnitt entnommen, sind nur zwei: Die Gassias und Pluterch.

Nementlich ist nicht an eine Benatzung des Polybius und Appian zu denken; denn obgleich Zonaras sie citirt, woraus eben Reimarus seine Vermuthung schöpfte, so sind diess einerseits, wie wir an den gehösigen Orten nachgewiesen oder nachweisen werden. Scheincitate, und andererseits nennt er dieselben auch nicht einmal in unserem Abschnitte, wedurch allenfalls die Vermuthung hätte ein gresseres Gewicht bekommen können. Ueberdiess spricht noch ein allgemeiner Grund, den wir unten in Betracht ziehen warden, durchaus für die Nichthenutzung des Appian. Wenn aber Reimarus glaubt, durch die Worte p. 6: & wollow biblion the latoplas fourthand seine Meinung bekräftigen za können, so weiss zich vollende kaum, was ich dagu sagen soll. Spricht deun Zonaras an dieser Stelle nicht ganz klaz und deutlich von seinem gegammten Werket Keineswegs bloss von dem in Rede stehenden Abschnitt-Das gollow darf nicht aus seiner Beziehung herausgerissen

und dann willhürlich gefolgert werden. An jener Stelle ist es allerdings begründet, denn im Ganzen mag Zonaras dech ein Dutzend Bücher gebraucht haben, was einem Literaten seines Gelichters schon viel dauchte; p. 471 aber, wo er nur von unserem Abschnitte redet, hut er sich wohl gehütet, einen solchen Ausdruck zu gebrauchen, und sugt nur ganz unbestimmt und vornichtig: βίβλων τοχών. Um diess aber sagen zu dürsen, braucht er, diess sieht Joder ein, nur zwei Werke benutzt zu haben, zumal da der Ausdruck auch die einzelnen Abtheilungen eines und desselben Werkes bezeichnen kann. Ich darf es dreist aussprechen; ehne die unermesslichen Verdieriste Reimar's eschmälern zu wollen. dass derselbe diesen Punkt sicher nicht mit voller Einsicht behandelt hat; ja, ich thue es nothgedrungen, damit der grosse Name des Behauptenden nicht einer irrthämlichen Behauptung Vorschub leiste.

Wir wolfen nun die Untersuchung in die beiden ge-

nannten Ouellen, Die und Plutarch, anknupfen:

I. Dio. Da diejenigen seiner Bücker, weiche mit den vorliegenden des Zonaras gleichen fuhalts waren, wertoren sind, und der Letztere ihn nicht ein einzigent citärt: so könnte die Sache bedenklich scheinen. Allein ein indirectes 260Verfahren hilft was, namkoh die Vergieicheng mit den hier und dort erkeltenen Ueberresten des Dio. Das Resultut, welches wir vorannehmen, ist: Bei weitem die meisten Fragmente finden sich im Zonaras wörtlich wieder und geken gleichsum in ihm auf. Es mag genügen, einige Beispiele auszuführen und auf die übrigen zu verweisen.

Bon. VII. p. 325 B: Τό νε γιὰ πλούτω χρώμενος (scil. Tarquinius) ἀφειδόστερον, συνέσει νε πικὶ ἐκύτρωπελίε τοὺς δυνατούς οἰπεισόμενος, ἐς τοὺς εὐπατελίδας καὶ τὴν βουλὴν κατελέχθη καρὰ Μαρκίου, παὶ νεφυτηγὸς τὰπεδείχθη, καὶ τὴν πῶν παθῶν ἐπείνου ἐπετροπείκυ καὶ τῆς βαπλείας κενέσεινου. — Dion. fragm. ex Gollect. Const. Porphyr. in Dicorpt. Peireso. p. 570, fr. 22 op. Roim. ὅπι Ταρισύνιος πιλυότιρ καὶ συνέσει, καὶ εὐκραπελίει πολλή παυταχού κατὰ πίπερον χρώμενος, οῦνω τὸν Μάρικον δάθηκεν, οῦνει καὶ ἐς τοὺς εὐπατερίδας καὶ ἐς τὴν βουλὴν

ύπ' αὐτοῦ καταλεγθήναι, στρατηγός τε πυλλάκις ἀποδιηθήναι, καὶ τὴν ἐπιτροπείαν τῶν παίδαν αὐτοῦ καὶ
τῆς βασιλείας πιστενθήναι. — Zon. p. 829 C: ἐπεὶ δὲ
ὡς τυραννήσων παρεσαενάσατο, τοὺς δυνατωτάνους τῶν
βουλευτῶν καὶ τῶν ἄλλων συλλαμβώνων ἐπείννυεν, οἶς
μὲν αἰτίαν εἶχεν ἐπενεγκεῖν, φανερῶς ἀναιρῶνς οὖς δὲ
λάθρα, ἐνίους δέ γε καὶ ὑπερώριζεν κ. τ. λ. — Dio Exc.
Peir. p. 573, fr. 23 ap. Reim. ὅτι ὁ Ταρκύνιος, ἐπεὶ ἰκανῶς ὡς καὶ ἀπόντων τυραννήσων παρεσκουάσατο, τοὺς
δυνατωτάτους πρῶτον μὲν τῶν βουλευτῶν, ἔπειτα καὶ τῶν
αἰλων συλλαμβώνων, πολλοὺς μὲν φανερῶς, οἶς γε αἰτίαν
τινὰ εὐπρεκή ἐπενεγκεῖν ἐδύνατο, πολλοὺς δὲ καὶ λάθρα
ἀπατίννυε, καὶ τινας ὑπερώριζεν κ. τ. λ. Dio selbst
κόδρίτε αυς Livius I. 49 und Dionysius Hal. IV. 42.

Damit jeder Forscher sich überzeuge, dass ich nicht aus enigen Uebereinstimmungen urtheile, führe ich noch folgende Stellen zur Vergleichung an:

```
Zon, VII. p. 332 D-338 B = Dio Peir. p. 576 fr. 24 ap. Reim.
  ", p. 845P - 346A = ",""
                                p. 578 fr. 27 ,,
" " p. 354 B
                                       fr. 28 "
                      <del>--</del> ,,
                             99
" 4, p. 855 B
                     🛥 Dio Ursin.
                                     fr. 141
  " 🏊 863 B
                                     fr. 148
                     ijg
" VIII. ip. 867 C
                     Peir.
                                    fr.
                                         36
  ுறுற. 368 A
                                    fr. 144 ,,
                    - 🚤 🔒 Ursin.
  <sub>22</sub> .р. 366 В 6
                                     A. 145 ,,
                    . ==== 99 99 1
  39 p. 869 diffin.
                    Peir.
                                          39 ,,
                                     fr.
  " p. 379 C
                                     fr. 146 ,,
                     · Ursini
  " 379 B
                                     fr. 147 ,,
                     رد ور عصد
   " p. 880 B
                     - , Vales.
                                     fr.
                                           9 ,,
9. 9 p./380 €
                     Petr.
                                     ſt.
                                         48 ,,
   " p. 991 A
                     - " Ursin.
                                     fr. 148 ,,
   " p. 394:B
                                     fr. 149.,, ,,
                     " F. 400'D
                                     fr. 45 ,,
                     ⇒ "Peir.
  <sub>5</sub>, p. 402 C D
                     -, Ursin.
                                     fr. 151 "
    , p. 403 B
                     , Vales.
                                         12 ,,
                                     fr.
 " " p. 406 B
                                          6 ,, , ,,
                                     fr.
                     **** 79 97
 " , 1. 415 B C
                     Peir.
                                     fr.
                                         48 ,,
```

```
- Dio Peir. fr. 50 ap. Reim.
  Zon. IX. p. 421 A B
     ,, p. 421 B
                    === ,; ,, fr. 54 ,,
  261 ,, p. 428 C . . . . . . . . . . . . fr. 56 ,,
  ,, ,, ip: 4:30 B.C.D. ,, ,, fr. 58 sq. ,, ,,
   ,, ,, p. 435 B: ,, --- ,, Vales. fr. 17 ,, -,
  ,, ,, p=435 D x ; , ,, fr. 18 ,, ,,
   , p. 435 D. 436 A .... , Peir. fr. 60 ,
  ,, ,, pi 451 A B Peir. fr. 68 ,,
      = " " fr. 70 "
= " " fr. 73 "
150 4 = " Tr. 74 "
  ", ", p. 454 B
  ", ", р. 457 В
   ", ", p. 458 D. 459 A = ", ""
", p. 460 B = ", ","
                                fr.
   , i, p. 460 C.D ... := , Ussin, fr. 161 sq.,,
   ,,.. ,, pi 464 D: "
                 - ... Peir: fr. 77 ... ...
   .Die Entdeckungen neuerer Zeit dienen nur dazu, im
  Zon, immer mehr den Dio zu enthüllen und, wo bisher nur
  Vermuthung, wenn auch euversichtliche, stutthaben konnte,
  die vollkommenste Gewissheit. zu schaffen ;/ man wergleiche
  nur Mai's Nov. Coll. II. p. 139-196 mit Zon. p. 324-
  817. C. fin. Fast jede Seite liefert schlagende Beweise.
  welche der gelehrte Italiener nicht unbeachtet lässt. Z. B.
  p. 139. Vi el. Zon. 324.C; p. 143 sq. XII. cl. Zon. p. 339
  B C; p. 144 sq. XIII cl. Zan. p. 339 C+-340 C.med.;
  p. 146 XIV cl. Zon. p. 340 C. 341 D; p. 147 XV cl. Zon.
  p. 342 D; p. 148 XVI cl. Zon. p. 343 C med.; p. 148
  sqq., XVII.: XVIII :cl. Zon., p. 348 C med. -- 344 B; p. 150
  XVIIII cl. Zen. p. 344 B; p. 155 XXVII cl. Zen. p. 359 C;
  p. 165 XL d. Zon. p. 366 A; p. 168 XLHH cl. Zon. p.
 ' 368. B; p.: 171 sq. XLVIII. sq. cl. Zon. p.: 872 A C. D
  und so fort. In der Sammlung des Planudes und dem flo-
  rileg. vaticas. s. besonders ebendaselbst p. 528, 531, 533
```

cl. Zen. p. 360 D — 361 B. So sehen wir die Intervallen in unserer obigen Vergleichung mit den in den Ausgaben des Die verhandenen Fragmenten sich nach und nach füllen.

Hierzu kommt nun aber noch: Wenn man den Zonaras in diesen Abschnitten mit Livius und Dionysius von Halitarnass vergleicht, so findet man eine ungemeine und fast durchgehende Achnlichkeit in den Angaben, minder in den Worten. Die Sache steht augenscheinlich so: Die wählte in den ersten Theilen seiner Geschichte iene beiden Historiker zu seinen vornehmsten Gewährsmännern\*), schmolz aber deren Worte um und setzte aus Beiden zusammen. wie man aus der zweiten oben ausfährlich gegebenen Stelle erschen kann; Zonaras andrerseits schrieb nun den Dio aus; daher kommt es, dass er mit den Fragmenten desselben wörtlich übereinstimmt, wo diese uns aber verlassen, wenigstens häufig mit den thatsächlichen Angaben jener beiden Autoren. Auf diese Weise werden die Achalichkeiten mit ihnen ein neuer Beweis, dass Zonaras bei weitem mehr262 nech den Dio benutzte, als wir durch blosse Confrontation darzuthun im Stande sind. Ganz so wie in jener zweiten mitgetheilten Stelle (p. 329 B C) zeigt Zonaras öfters eine Verschmelzung der Angaben des Livius und Dienysius, und wie jene sich als dem Alo angehörig ergab, se werden wir auch alle Shuliche als sein. Eigenthum erkennen müssen. An ein Zurückgeben des Zonaras selbst auf jene beiden Schriststeller ist dabei nie zu denken. So ist nun auch sicher das Citat des Herodet über den Milesischen Thrasybul bei Gelegenheit der Verfahrungsweise des Sextus Tarquinius gegen-Gabii (p. 330 D) aus Die entlehnt. Livius L 64 macht jene Vergleichung mit Thrasybul gar nicht, und bei Dionysius IV. 56 ist sie zwar vorhanden, aber Heredot nicht genannt. Dio, eben aus Beiden schöpfend, setzte gewiss auch die Quelle hinzu, aus der Diopysius die pa-

<sup>\*)</sup> Einen Beitrag zu der Beweisführung, dass Die den Dionysius benutzt, gibt unter anderen neueren Entdeckungen das Fragment IV des Die in Bekker's Aneed. I, p. 133, 8 el. Dienys, V, 34. S. Niebuhr R. G. I. p. 610 n. 1219.

rallele Thatsache entnahm. \*) Zudem hat Zonaras augenscheinlich keinen römischen Schriftsteller benutzt; einerseits citirt er keinen einzigen, und dann führt uns auch die Untersuchung selbst da jederzeit auf griechische Quellen, wo er römische hätte zu Rathe ziehen können und müssen, wofern er irgend auf Bedeutung Anspruch machen wollte; so in der Kaisergeschichte. Ueberhaupt lässt es sich mit Grund voraussetzen, dass er das Lateinische gar nicht verstanden. Auch den Dionysius citirt er mirgends, während er den Dio sonst gar häufig, nur nicht in diesen Abschnitten, erwähnt. Ueberdiess ergibt sich die Nichtbenutzung des Ersteren aus solchen Stellen, wo derselbe mit Dio gerade im Widerspruch steht und Zonaras dennoch des Letzren Angabe und Worte hat. Dionysius sagt z, B. IV. 42 von Tarquinius: "Nachdem er den besten Theil des Senates durch Hinrichtung oder ewiges Exil bei Seite geschafft. schuf er selbst einen anderen Senat und setzte seine Freunde in die Würde der Ausgetretenen ein." Die dagegen, die Angabe des Livius I. 49: Patrum praecipue numero imminuto, statuit nullos in Patres legere vorziehend, sagt (fr. 23, 2): κάκ τούτου τὸ κράτιστον τῆς βουλῆς καὶ τῆς ἐκπάδος απανάλωσεν. οὐδ' αντικαθίστη το παράπαν ές αὐτους αυτί των απολλυμένων ουθένα. μισείσθαι τε γαρ ύπο παντός του δήμου έπίστευε, και τα τέλη έκείνα άσθενέστατα έκ της όλιγανθρωπίας ποιήσαι έπεθύμει. και τήν γε γερουσίαν και καταλύσαι παντελώς έπεχείρησεν. Wer erkennt nun nicht ein Excerpt aus dem Dio in den Worten des Zonaras p. 329 D: παὶ οῦτω τὸ κράτιστον τῆς βουλής και της Ιππάδος ἀνάλωσε, μισείσθαι τε ύπο παντός του δήμου επίστευε. Διὸ οὐδὲ ἀντικαθίστη τὸ παράπαν αυτί τῶν ἀπολλυμένων τενὰς, ἀλλὰ καὶ τὴν γερουσίαν καταλύσαι παυτελώς έπιγειρήσας, ούτε άντεισήγεν ές αὐτην οὐδένα κ. τ. λ.?

II. Plutarch — als zweite Quelle des siebenten, achten und neunten Buches. Zonaras citirt ihn einmal, IX p. 459 B:

<sup>\*)</sup> Dass die römische Anekdote aus der griechischen entsprang, ist längst erkannt; s. Niebuhr I, p. 290 ed. 3.

ο δὲ Πλούταρχος ἀχθῆναι λέγει τὸν Περσέα πρὸς τὸν Δίμιλιον ...... πάντη ἀνιμότατον. Dasss dies Zeugniss direct aus Plutarch (Aemil. c. 26 ed. Reiske T. II) entlehnt ist, wird durch die Wortübereinstimmung bewiesen; wäre 263 es aus Dio gestohlen, so würde die Diction viel freier sein. Gebraucht hat derselbe sicher den Plutarch, allein eben ein furax und plagiarius war er nicht, und die Plutarchischen Lappen verwerfe ich mit Reimar (ad Dion. præst. S. 12—14) als ein Flickwerk der librarii.

Aber wie gebraucht Zonaras den Plutarch? — Seine Grendlage ist offenbar Dio; nach ihm bearbeitet er den Zug der Ereignisse; sowie er aber zu der Wirksamkeit einer berühmten Individualität gelangt, deren Lebenabeschreibung im Plutarch enthalten ist, so benutzt er dieselbe, wofern sie sich in seinen Händen befindet, um die Dionischen Umrisse zu füllen. Auf dieselbe Bemerkung ward Valesius geführt (ad Exc. Peir. p. 578 ed. Reim. fr. 28): Solet Zonaras, übi in aliquam historiam incurrit, quae a Plutarcho refertur, relicto Dione, Plutarchi serimia compilare. Plutarch dient ihm gleichsam zur Ausstepfung.

## Nähere Beleuchtung.

Gleich den Romulus finde ich stark benutzt; denn dass ta keine unmittelbare Entlehnung aus Dio zu denken ist, versteht sich von selbst, da sich nirgends in den Ueberblebseln seines Werkes der Charakter einer so jämmerlichen Abschreiberei kund gibt. Gleich die Erzählung des Zonaras P. 314 ABG: Τοῦ Αμουλίου τοίνυν ίδια ..... φυλάττοντα lautet bei Plutarch Rom. c. 3. 4 fast ganz ebenso: Απουλίου δε νείμεντος . . . . . φυλάττοντα. Bionysius H. I. 76-sqq. erzählt die Sache zum Pheil anders, mit anderen Worten und bei weitem detaillirter. - Fährt man nun von dem angegebenen Punkte mit der Vergleichung fort, so stosst man sehr häufig auf Plutarchisches Eigenthum, wobei der Pomp der Ausdrücke: loropoust, quol u. s. w. wieder in Nichts zerfällt. Die Benutzung des Romulus zieht sich durch von p. 314 bis 320 D. Ich mache nur noch mi einige Uebereinstimmungen aufmerksam:

- Zon. p. 314 D: yevouévns poisav = Plut. Rom. 7.

  - , p. 316. C: κτισθείσης ονόμασεν

  - Plut. Rom. 13.
    - p. 320 A: of uen oun molled Deouderein
      - == Plut. Rom. 27 sq. (Z.: frankov. Pl.: narosnlov)
  - , p. 320 C: ταύτην δε την επωνυμίαν φασί Κυ-
- Zon. p. 320 D: βασιλεύεσθαι αίρεθηναι τον άρχοντα Plut. Nam. 2.
  - ,, p. 321 Α: μετέφουν γυνόμενον

264

- Plut. Num. 2 fia. (Dionysius H. 57 ersählt die Sache anders, und wieder anders Livius L 17. Beider Angaben nahm sicher Dio auf, den Zonaras, wenn gleich dem Plutarch nachstellend, doch fortwährend zur Hand hatte; desshalb fügt en, nachdem er auch hier einzig und allein den Plutarch ausgeschrieben, die Worte hinzu: olde uir οὖν καὶ Ενεφά τινα περί τῆς τοιαύτης εἰρημένα άρτῶς, ἀλλ' αὐτὸς τῶ πιθανωτέρω ἐθέμην. - Μα hüte sich übrigens, der lateinischen Uebersetzung von Hieronymus Wolf, welche auch Du Cange neben den Text gesetzi, zu trauen. Ganze Sätze des Zonaras sind ansgelassen und andere dagegen aus dem Livius eingeschoben. - ein entschieden tadelnswerthes Verfahren, wie apodiktisch auch Wolf es vertheidigt: Qui sagt er in der Praef., interpretem huiusmedi salebras sine ullo sententian detrimento vitantem, vel negligentiae, vel malae fidei accusant: suam vel inscitiam et iudicii inopiam, vel morbum animi et nulla de causa maledicendi libidinem produnt).
- Zon. p. 322 D: léverat aprôpér = Plut. Num. 18.

(Diese Stelle hat eine besondere Wichtigkeit, insofern sie Dinge enthält, die nicht zur Sache gehören und deren Zusammenstellung subjectiv ist, dennoch aber, Geringfügigkeiten abgerechnet, wörtliche Uebereinstimmung bietet).

Zon. p. 823 Β: Φυγατέρα - απομαραινόμενος

- Plut. Num. 21 fin.

Von Tulius Hostifius bis auf Publicola verlässt ihn Plutarch; desshalb folgt er von p. 323 B — p. 336 B dem Dio. Wir haben die Uebereinstimmung dieses Abschnittes mit den Fragmenten des Letzteren oben dargethan. Nur Eniges scheint im Voraus aus dem Plutarch herübergenommen oder später nachgetragen, z. B. p. 325 D cl. Plut. Public. 17.

Von p. 336 C — p. 337 C bildet der *Publicola* die 265 Grundlage; vergl. p. 336 C: ούτος ούν μόνος — ἀφημε τῷ δήμῳ mit Plut. Public. 10.

p. 337 A: — ένιαυτου mit Plut. Public. 12.

", ", Β: ἡν δ' ἐν Σαβίνοις — κατέλιπεν mit Plut.
Public. 21.

(Hier eine Probe von der Kunst des Zonaras! Plutarch sagt: σώματος ξώμη ἐπιφανής, λόγου δεινότητι πρωτεύων; Zonaras lässt nur die beiden Epitheta ihre Plätze wechseln)

p, 337 C: και τον δημον — έφ' ολού ένιαυτόν mit Plut. Publ. 23.

Von Publicola's Tode bis auf Camillus (p. 837 D — p. 352 A) ist nur Dio die Quelle; denn auch der Abschnitt p. 342 C — p. 844 B, der des Coriolan Geschichte enthält, zeigt nicht nur keine Wortähnlichkeit mit Plutarch's Coriolanus, sondern sogar in der Sache selbst viele Modificationen und Abweichungen. Vielleicht sehlte in dem unvollständigen Manuscripte, das Zonaras vor sich hatte, auch diese vita, so dass er auf Dio sich beschränken musste. Hierher gehörige Uebereinstimmungen siehe oben. Nur ein Beispiel von Gedankenlosigkeit! Während er p. 837 A den Marcus Valerius einen Bruder des Publicola genannt nach Plutarch, nennt er ihn jetzt p. 339 A nach Dio einen Gen-

tilen desselben. Mit Recht klagt ihn hierüber Niebuhr an (T. l. p. 599. n. 1197 ed. 3). Wenn Zonaras mit der συγγένεια eine falsche Vorstellung verknüpfte, so möchte nach seinem Sinne zwar der Widerspruch nicht verhanden sein: allein dann ist es Unwisseuheit.

Von der ersten Dictatur des Camillus bis auf dessen Tod (p. 352 A — p. 360 C) zieht er beide Autoren fleissig zu Rathe. Mit dem Dio verglichen wir ihn schon; die Benutzung von Plutarch's Camillus bezeugen unter anderen folgende Stellen:

p. 352 B: άλούσης δὲ τῆς πόλεως — τελευτῆσαι — Plut. Camill. 5 fin.

(Dahingestellt lasse ich, ob die gleich hierauf folgende Abschweifung über den römischen Triumph, bis p. 354 A, aus Dio geflossen, oder ein selbstständiger Zusatz sei).

p. 354 A: δ προς Φαλίσκους — ανεχώρησεν = Plut. l. c. 9. 10.

Diese Stelle gibt ein interessantes Beispiel, wie Zonaras die Angaben beider Quellen äusserlich mit einander verwebt. Leider ist das Fragment des Dio (28 ap. Reim.) nicht ausgedehnt genug, um das Ganze zu übersehen und den Zonaras bis in die geringsten Einzelheiten zu controliren; indessen gibt die Vergleichung mit dem Vorhandenen einen partiellen Beleg für die Behauptung, dass Alles, was in den hier besprochenen Abschnitten nIcht aus Plutarch ist, dem Dio angehöre. Zergliedern wir die Stelle: o mode Daliσκους πόλεμος (Worte des Plutarch) ηνάγκαζε γιλίαργον ψηφισθηναι αυτον (aus Plut. zusammengezogen, oder aus Dio) καὶ αὐτοὺς μὲν ἐνίκησαν μαγεσάμενοι (muthmaasslich aus dem nicht vorhandenen Theil der Erzählung bei Dio). πολιορκούντες δε πόλιν αύτων έρυμνην, Φαλερίους ώνο-แลงแล้งทุง (aus Plut.), องอิลิง ทั้งของ (vielleicht Worte des Dio oder auch eigenes durch die Sache selbst bedingtes Einschiebsel). οὖτω γὰρ τῆς πολιυρκίας οί τῆς πόλεως κατεφρόνουν (aus Plut.), ως καὶ τους καιδας αὐτῶν παρά τα τείχη περιπατήσοντας μετά τοῦ διδασκάλου καὶ γυμνασομένους φοιτάν (aus Plut.), κάν απέστησαν της πολιορ-

was (sicher nach Dio, selbst wenn die Worte des Fragmentes: ταύτη προσκαθήμενοι διετρίβησαν echt und nicht vielmehr als Uebergangsworte des Excerptors zu betrachten sind), εί μήτι συμβέβηκεν (aus Dio). ούτος γάο δ διδάσκαλος επιβουλεύων τοῖς πολίταις (aus Plut.), η δι' δογήν τενα η πέρδους έλπίδε (wortlich aus Dio), ήμέρας έκάστης έξηγε τους παϊδας έπὶ τὸ τείγος, έγγυς τὸ ποωτον, και είσηγεν αύδις αφτούς γυμνασαμένους εύθύς (wörtlich aus Plutarch). τέλος δὲ εἰς τοὺς προφύλακας τῶν Ρωμαίων ἐνέβαλεν ἄπαντας. καὶ ἄγειν ἐκέλευσε πρὸς τον Καμιλλον (wortlich aus Plut.). καὶ παραστάς αὐτῷ (nach Plut.) πάσαν είπε παραδιδόναι την πόλιν διά των παίδων (wortlich aus Dio). ἐκεῖνος δὲ δεινον τὸ ἔργον ήγησάμενος (aus Plut.) καὶ ἀρετῆ φήσας ίδια του μέγαν στρατηγόν, άλλ' οὐκ άλλοτρία κακία θαρφούντα χρηναι στρατεύειν (aus Plut.), προσέταξε γυμνωθήναι μέν τον διδάσχαλον, και δεσμήσαι τὰς χεῖρας ὅπιθεν (aus Plut. und Dio), τοῖς δὲ παισί βάβδους δούναι καὶ μάστιγας, ΐνα ταύταις του προδότην δήσαντες και τύπταντες, είς την πόλιν έλαύνωσι (aus Plut.). των δε πολιτών αφτι γνόντων την προδοσίαν, δρόμος ην έπι τὰ τείγη, καὶ θρηνος ανδρών τε καὶ γυναικών (aus Plutarch). οῦτω δὲ διακει-267 μένων αὐτῶν (eigene Wendung, dadurch bedingt, dass er vorher ein tempus finitum anstatt des Plutarchischen Genit. absol, gesetzt) προσηγον οί παϊδες γυμνον τον διδάσκαlov (aus Plut.), δπερ ιδόντες οι Φαλίσκοι, και μαθόντες οπως εγένετο, φέροντες έαυτούς εθελονταί τω Καμίλλω παρέδοσαν (exc. aus Plut. und Dio), την ήτταν αγαπησαι πρό της έλευθερίας διά την δικαιοσύνην αὐτοῦ λέγοντες (aus Plut., die Beziehung der Rede vielleicht nicht ohne Rücksicht auf Dio modificirend). χρήματα οὖν λαβῶν, καὶ σπεισάμενος, ανεχώρησεν (aus Plut., für σπεισάμενος hat dieser willar Ofuevog). - An anderen Orten sind übrigens die Angaben und Worte beider Quellen so in einander gearbeitet, dass man sie nicht mehr gehörig zu scheiden vermag. - Weiter:

Zon. p. 355 A: of δὲ Εὐρωπαῖοι Γαλάται — ἀναδίδωσι = Plut. l. c. 15. Zon. p. 355 B: καὶ πρὸς — ἐξεδίδοντο ist wieder aus Plut. l. c. 17 und aus Die fr. 141 zusammengesetzt, doch nimmt, wie oben, jener den ersten

Rang ein.

Vom Tode des Camillus bis auf die Eroberung Korinths und Karthagos oder bis zum Ende des neunten Buches (p. 360 C - p. 471 C) erscheint Dio als die ausschliessliche Quelle; denn meine Muthmaassung, Zonaras werde über den Tarentinischen Krieg (p. 368 8-p. 378 D) den Pyrrhus des Plutarch, über den zweiten Punischen (p. 405 C-p. 443 D) dessen Fabius Maximus und Marcellus, über den Macedonischen, über Cato und Nabis (p. 443 D-449 B). dessen Flaminius und Cato maior, endlich über den Krieg mit Perseus (p. 455 D-p. 460 B), dessen Paulus Aemilius zu Grunde gelegt heben, fand ich bei der Vergleichung nicht bestätigt. Es ist dasselbe Verhältniss wie beim Coriolan; die gewöhnliche Wortschnlichkeit fehlt, und nicht nur der ganze Guss. sondern auch theils die vielen Abweichungen und selbst Gegensätzlichkeiten in der Erzählungsweise, theils die Verschiedenheiten in der Anordnung der Thatsachen bezeugen einen anderen Ursprung. Unter die Abweichungen gehört auch in Bezug auf den Fabius Maximus, dass Zonaras den magister equitum durchweg nur Rufus beneant, nach Dio's Vorgange, während umgekehrt Plutarch durchweg Minutius sagt; in Bezug auf den Mercellus sehe man z. B. die Abweichung p. 425 D cl. Plut. l. c. 19. Dass der Paulus Aemilius des Plutarch durchgängig benutzt sei, hatte wohl einen Schein für sich; denn Zonaras citirt ihn gerade in dem betreffenden Abschnitte, wie wir oben sahen, und theilt dessen Worte mit (p. 559 B cl. Plut. l. c. 26). Allein bei einem Autor wie Zonaras. der factisch und grundsätzlich seine Quellen wörtlich ausschreibt, ist Nichtübereinstimmung der Worte schon ein hinlänglicher Beweis der Nichtbenutzung; und aun macht eben hiervon die angezogene Stelle die einzige Ausnahme. Dagegen zeugen für den Dionischen Ursprung aller sonstigen Theile dieses grossen Abschnittes die nachgewiesenen vielen und auffallenden Uebereinstimmungen mit dessen Frag-

menten. Es könnte daher selbst der Verdacht entstehen. jenes Citat sei aus Dio entlehat, was an und für sich um so weniger unwahrscheinlich wäre, als Dio den von ihm vielfach benutzten Plutarch mehr als einmal namentlich an-268 zog, wie wir diess aus den unzweifelhaft echten Fragmenten 38 und 133 ersehen. Doch ist einerseits die Uebereinstimmung mit Plutarch zu genau und verräth eben mehr die strenge Manier des Zonaras, als die freiere Behandlungsweise des Dio, der, wie jene Fragmente darthun, selbst da, wo die Nennung des Namens ihm ein Recht zur Wörtlichkeit gibt, seine Quelle nur matt durch die umgewandelte Diction hindurchschimmern lässt (cf. Reim. praef. S. 13); überdiess aber, sind gleich die dem Citate zunächst vorangehenden und folgenden Stellen sicher aus dem Dio gezogen, so scheint doch das hierhergehörige, von Mai entdeckte Fragment Nov. Coll. II. p. 546 zu beweisen, dass im Dio selbst ienes unifangreiche Citat nicht vorhanden gewesen Steht also auch im Uebrigen die Nichtbenutzung des Plutarchischen Aemilius fest, so werden wir doch wohl glauben müssen, dass Zonaras ihn um dieser vereinzelten Stelle willen durchmustert habe. Immer aber bleibt es seltsam, dass wir gerade da, wo er ihn namhaft macht, erst einen Verdacht gegen die directe Benutzung zu überwinden genöthigt sind, und dass dagegen dieselbe gerade da klar am Tage liegt, we er ihn nicht citirt.

Während also in dem vorhergehenden Abschnitte über Camillus der Text von Plutarchischen Phrasen wimmelt, ist Ailes, was man, jenen Punet abgerechnet, in diesem grösseren wahrnehmen dürste, ein äusserst spärlicher und schwacher Schimmer Plutarchischer Ueberlieserung, den man eben als solchen auf Dio zurückzusühren nach dem Gesagten nicht anstehen wird. So haben wir denn wiederum hier einen Beweis von des Zonaras Büchermangel oder von seiner Lässigkeit, und därsen überzeugt sein, dass auch der verlorene Scipio des Plutarch nicht in seinen Händen oder wenigstens nicht unter seinen Quellen war. Zugleich aber gewinnt nun die ganze Darstellung dieses Zeitraumes von Camill's Tode bis auf Karthago's Fall eine grosse Bedeutung

## XXXVIII Ueber die Quellen des Zonaras.

und Autorität als Ersatz für die verlorenen Bücher des Dio, — ein sowohl wörtliches, als umfangreiches Excerpt, 111 Foliospalten füllend. Doch wollen wir damit den Falconen nicht das Wort reden; denn ein Auszug aus einem Autor ist immer noch nicht der Autor selbst. Unser Resultat aber ist um so folgenreicher, je mehr wir in neuester Zeit über Dio's Quellen aufgeklärt worden (s. Wihnans de fontib. et auctor. Dionis Cassii. Berol. 1836), die zum Theil sehr wichtiger, originaler und archivalischer Natur waren.

Der Schluss des neunten Buches (p. 471 C D) enthält die Fortsetzung der in der Einleitung begonnenen Elegie. Zonaras klagt, dass er die Zeiten von der Zerstörung Korinths bis auf die Kaisergeschichte nicht erzählen könne. .. Aber beschuldige mich Niemand, sagt er, desshalb der Geringschätzung oder des Leichtsinns oder des Ueberdrusses: denn nicht freiwillig lasse ich das Werk halbvollendet, sondern aus Mangel an Büchern, die jene Zeiten umfassen. Ungeachtet meiner Forschungen und Erkundigungen konnte ich sie nicht aussindig machen, sei es, dass die Zeit sie zerstörte, oder dass diejenigen, welche ich mit der Nachsuchung beauftragte, da ich selbst ὑπερόριος und fern von der Hauptstadt auf einer kleinen Insel lebe, sich nicht ge-269hörig darum bemühten u. s. w." Er wendet sich nun zur Kaisergeschichte mit dem Versprechen: μικρά τινα προδιηγήσασθαι. Wir sehen also, dass Zonaras nicht einmal sämmtliche Volumina des Dio in Händen hatte, woraus Reimar folgert: eum (scil. Dionem), ut alibi, ita in his temporibus, quae a bello Punico tertio ad Pompeium pertingunt, iam olim hiatus ingentes habuisse (praef. ad Dion. S. 14. cf. Du Cange ad Zon. p. 9), - noch die auf die ausgelassene Zeit bezüglichen Plutarchischen Biographieen der Gracchen, des Marius, Sulla, Sertorius, Lucullus, Crassus; woraus zugleich ersichtlich ist, dass er die vita des Pyrrhus, als welche mit der des Marius eine Parallele bildete, nicht benutzen konnte. Hätte nun aber Zonaras bei dem vorbesprochenen Abschnitte in der That mehr Quellen gehabt, als den Dio und Plutarch, wie Reimar p. XXI wähnt, etwa den Appian und Achnliche, so ware es doch wahrhaft seltsam, wenn sie insgesammt hier dieselbe Lücke gehabt hätten. Von Polybius und Dionysius kann diess Argument freilich nicht gelten, da ihre Werke überhaupt nicht über den dort behandelten Zeitraum hinausreichten.

Die Quellen des zehnten Buches (p. 472-545 C).
Von der Ausbildung des Principates bis auf den Tod des Augustus.

Bie Einleitung eröffnet ein durchaus wortgetreues Excerpt (p. 472—491 D) aus dem Pompeius und dem Caesar des Plutarch, ohne dass die Quelle genannt wird.

## Zur Uebersicht.

p. 472 A: viòς dè — p. 480 A: θοιάμβοις

aus Plut. Pomp. 1-46

p. 480 **Λ**: Σιτοδείας — θάλασσαν ,, ,, ,, 50

p. 480 B: καὶ τονητο --- καταβέ-

βλητο . . . . ,, ,, ,, 46

(Zusatz: Ίνα δὲ μὴ δὶς τὰ αὐτὰ Ιστορῆται, ἐν τοῖς περὶ Καίσαρος τὰ λοιπὰ τοῦ Πομπηΐου εἰρήσεται, τἢ περὶ ἐκεῖνον συνεμπίπτοντα Ιστορία).

p. 480 C: ὡς ταύτης ἐπέβη — p. 485 D: ἐδίωκε δὲ τὸν Πομπήϊον aus Plut. Caes. 12—48.

p. 486 A: δ δὲ πλοίου — p. 487 D: οῦτω μὲν ἐκηδεύθη Πομπ. aus Plut. Pomp. 73—80 med.

p. 487 D: οὐ πολλο — 490 A: Καῖσαο ἔφη καλεῖσθαι aus Plut. Caes. 48—60 med.

(Zusatz: ἐλέγετο δὲ Καῖσαρ — οἱ ἐπείνου ἀπόγονοι).

p. 490 B: προσιόντων δὲ—p. 491 D: τοῦ πολεμίου Πομπ. aus Plut. Caes. 60—66 fin.

Zusatz: p. 491 D: ὁ μὸν οὖν Γάιος — p. 492 C: τέλος). Beiläufig bemerke ich, dass bei einer Textrevision der Plutarchischen vitae die Zuratheziehung des Zonaras, die man bisher leider unterlassen, eine nicht zu verachtende Ausbeute gewähren würde. Dass Zonaras p. 474 B, den Plutarch Pomp. c. 17 genau ausschreibend, Oppius setzt, während wir bei dem Letzteren selbst Appius oder Pius (Metellus) lesen, gehört zu dem Unbedeutenden.

Von p. 492 C — p. 305 D nimmt er ausschliesslich den Dio vor, ohne es anzuseigen; dann arbeitet er von p. 505 D — p. 544 anfänglich den Brutus und später den Antonius 270des Plutarch in die Dionische Grundlage hinein. Der Cato minor und der Cicero des Letzteren sind durchaus nicht

gebraucht. Folgendes zur Uebersicht:

p. 492 C: καὶ ὁ μὲν οὕτω σφαγείς — p. 494 B: χρήματα aus Dio 44, 20 bis zu Ende des Buches, Zonaras citirt zwar den Octavius p. 493 B: ὡς μὲν 'Οπτάβιος γράφει — ὡς δ' ἔτεροι. Das ist aber ebenfalls nur wörtlich aus der berähmten und schwierigen Stelle des Dio 44, 35 entlehnt.

p. 494 B: 'Οπτάβιος δὲ Γάϊος—p. 505 D: καὶ ἄλλα ἐγένετο aus Dio 45, 1—47, 40. Gleich zu Anfange dürfte für καὶ Πίας nach Dio Καιπίας gelesen

werden.

p. 505 D: Έν δὲ τῆ Μαπεδονία — p. 506 A: δεινόν nach Dio 47, 40 fin. Jedoch sind einige Zusätze herübergeholt aus Plut. Brut. c. 39. Man sehe: ἐν δὲ τῆ Μαπεδ. περὶ τὸ στρατόπεδον τοῦ Κασσίου μέλισσαί τε πολλαὶ αὐτὸ περιέσχον, καὶ ἐν τῷ κασσίως τὸν στέφανον (aus Dio) αὐτῷ πατεστραμμένον ὁ ἑαβδοῦχος προσήνεγκε (aus Plut.), καὶ ἐν πομπῆ τινι παῖς Νίπην φέρων (aus Dio) χρυσῆν, ὀλισθήσας (aus Plut.) ἔπεσε (aus Dio) u. s. w.

p. 506 A: τοῦ δὲ νέου Καίσαρος — C: σκοπάς aus Dio 47, 41. Nur der letzte Satz: ἐπὶ λόφον ἀνεχείσησεν ἔγοντα πρὸς τὸ πεδίον σκοπάς ist aus Plut.

Brut. 43 hinzugefügt.

p. 506 C: ὑποτοπήσας—p. 508 C: ἀπέθανε ist theils aus Dio 47, 46 med. bis zu Ende des Buches, theils aus Plut. Brut. 43—53. Hier citirt auch endlich einmal Zonaras (p. 508 B) den Plutarch (s. Brut. 51) und den Dio (s. 47, 49).

p. 508 C: περὶ ης — p. 509 A: φανηναι aus Plut. Brut.
 13. Zonaras citirt wieder: ἐστόρησε Πλούταρχος.

p. 509 A: τῷ μέν οὖν Βρούτᾳ — προσέθεντο aus Dio 47,

p. 509 B: καὶ ὁ μὲν Βροῦτος — p. 528 D: διακειμένου aus Dio 48, 1—51, 10. Kiniges ist aus Plutarch's Antonius herübergenommen, z. B. p. 512 D: τεμεῖν, εἰπων, εἰ βούλοιτο τὸ πρυμνήσιον, καὶ ἀποπλεῦσαι cl. Plut. Anton. 32; p. 527 C: ἢ ἐκβαλούση cl. Plut. l. c. 74; p. 528 A—D mod. über den Tod des Antonius ist ebenfalls nicht ganz nach Dio 51, 10, sondern verändert und ergänzt nach Plut. l. c. 77. 78. 79.

p. 528 D med.: siç de vyv Klsomároav — 531 A: ántenvesvesv zusammengesetzt aus Plut. Anton. 79—88 init. und Dio 51, 11—15 fin. Zon. citirt hier p.

530 A den Letzteren (s. 51, 14).

p. 531 A: Καῖσαρ δὲ τὸν — ἐγένοντο aus Dio 51, 16—23.

Nur die Angabe: Παρεκομίσθη — βραχίονι ist nicht sowohl aus Dio l. c. 21, als vielmehr aus Plut.

Anton. 87.

p. 531 C: nal o Koássos — p. 544 D: exercico y sur aus Dio 51, 23 — 56, 45 med., wobei Zonaras die Rede des Dio übergeht und nur eine kurze Inhaltsanzeige gibt.

Plutarch's Biographicen der Kaiser sind, wie es scheint,271 gar nicht in seinen Händen gewesen; vielleicht weren sie schon damals his auf Galba und Otho verloren; benutzt hat er diese Letzteren wenigstens nicht (s. weiter unten); und dasselbe lässt sich auch von dem Augustus um so zuversichtlicher voraussetzen, als, anderer Gründe nicht zu gedenken, die wenigen Differenzen zwischen Zonaras und Die meist sehr geringfügig und leicht erklärbar sind; z. B. p. 532 B: την ασελφην αυτώ (d. i, dem Agrippa) την Όμταplan concenses - ein Missverständniss, das er mit Xiphilin theilt; Die 53, 1 sagt adslepsdy und meint die Marcella. — p. 533 C: ev of Parvonoulog gina; bei Die 53, 16 lesen wir: Romulus. Selbst dem genatten Reimar scheint diese Abweichung entgangen zu sein; nach der Annahme des Alterthums war übrigens Beides richtig, und da Zonaras die Geschichte des Romulus noch frisch im Gedächtniss haben musste, so ist die Modification um so weniger auf-

fallend; dennoch könnte man auch an Corruption denken. - Dio sagt 54, 10: νύκτως ές την πόλιν έξεκομίσθη; Zonaras p. 536 A setzt hinzu: & nal nollánic enolyce, και έξιών του άστεος και έπανιών, ζνα μηθενί δηληρός ein. Dieser Zusatz, der zwar im Dio vorkommt, aber an einer anderen Stelle, scheint zu beweisen. dass Zonaras neben dem Dio hier auch den Xiphilin zur Hand gehabt; denn in dessen Auszuge finden wir an dem nämlichen Orte dieselbe Phrase mit geringer Aenderung (cf. Reim. ad Dion. l. c.). — Zonar. p. 537 A: εἰπῶν, ἔνα μὴ διὰ ταύτας πολάζοιντο (κωλάζοιντο ap. Du Cange) ἄνθρωποι — eine Ergänzung der Worte Dio's (54, 23 med.): πομισθέντα συντριβήναι ἐκέλευσεν. Die Anfangs von mir gehegte Ansicht, dass Erweiterungen, wie sie diese und die meisten der noch anzuführenden Stellen zeigen, aus Plutarch's Augustus geslossen sein möchten, glaube ich nicht hinlänglich begründen zu können und bin jetzt vielmehr geneigt, Alles der heutigen Lückenhastigkeit des Dio zur Last zu legen. - p. 537 C: καὶ δ Δροῦσος καὶ οί βουλευταὶ πενθήρεις γιτώνας έλαβον, δημοσία το πένθος ποιήσαντες. Diese Angabe dürste aus einem Missverständnisse bei Benutzung des Dio 54, 35 fin. hergeleitet werden. - p. 539 A: μετά τον του Τιγράνου θάνατον - findet sich nicht bei Dio 55, 9 med., gehört aber wahrscheinlich, sowie das: τω δ' έωεξης έτει — ησθησαν απαντες, einer Lücke an (s. Dio 55, 9 fin.). — p. 539 B: vão Aquerlar de παῖς νομιζόμενος - ein höchst bedeutender Zusats; bei Die 55. 11 init. finden wir nur die Phrase: voo de l'atou σταλέντος δς τον προς 'Αρμενίους πόλεμον. Indessen nimmt auch hier Reimar eine Lücke an, oder sieht vielmehr in Die's Worten die Zusammenziehung eines Abschreibers, was er durch ein, wie es scheint, hierher gehöriges Fragment aus den Exc. Peir. zu erhärten sucht, sowie durch den Umstand, dass alles Vorhergehende und Nachfolgende beim Zonaras ganz wörtlich aus Dio entlehnt ist. Dagegen liesse sich zwar einwenden, dass einerseits zwischen jenem Fragmente und der Stelle des Zonaras nicht der leiseste An-272klang herrscht, und dass wir ja auch sonst häufig die Bemerkung gemacht, wie Zonaras eine Plutarchische Stelle zwischen zwei Dionische einschiebt; allein jenes Fragment, nur wenige Zeilen lang, könnte von dem excerpirenden Zonaras gerade übergangen sein, und Anzeichen für die Benutzung einer anderweitigen Ovelle in diesem zuletzt angegebenen Abschnitte über Augustus kommen eben, so wenige und missliche Puncte abgerechnet, gar nicht vor. Dass aber im 55. Buche des Dio und in den folgenden überhaupt viele Lücken und Zusammenziehungen sind, kann durchaus nicht geläugnet werden; schon Xylander (ad Dion. p. 556) hat es dargethan, und ich verweise nur auf Zon. p. 540 B: παρά δε τοις Ελλησιν είκοσι δραγμών ο Δίων φησί τὸ γρυσούν αλλάσσεσθαι νόμισμα — also auf einen am meisten in die Augen fallenden Beleg; denn das Gesagte finden wir bei Dio 55, 12 nicht, während er im zunächst Vorhergehenden völlig mit Zonaras übereinstimmt. Es ist klar: das Exemplar, das Zonaras benutzte, enthielt mehr als die unsrigen; und nicht nur vom 55. Buche erst möchte ich diess gelten lassen, sondern auch schon vom 54.\*) Die gleiche Bewandtniss hat es mit Zon. p. 539 D: aneldov - υπονοστήσας cl. Dion. p. 55, 11: συνέβη δὲ εὐθύς und vielen anderen Stellen, worüber man den Reimar consultiren mag, der in dieser Beziehung mit seltener Genauigkeit verfährt.

Von p. 544 D: ἐν δὲ τῷ — p. 545 C oder bis zum Ende des Buches ist ein Zusatz über die Gebart Christi aus Euseb. hist. eccl. I. 5. 9, den er selbst citirt, im Vergleich mit dem, was er p. 543 C über: die Regierungsdauer des Augustus nach Dio gesagt, welchen er durch die Worte: κατὰ τῶν ἄλλων andeutet, und mit einer Stelle des Lucas, den er wieder namhaft macht.

<sup>\*)</sup> Mai sagt l. c. p. 197: Exin (a XXXVI) Dionis libros usque ad LIV aiunt esse integros eruditi, cui tamen adfirmationi sine dubio derogare fidem licet, quoniam Dio tantopere tamque varie in codicibus vexatus apparet. Deinde libros a LV ad LX passim adhuc mutilos esse videmus.

273 Die Quellen des elften Buches (p. 545 C-p. 592 D).
Von Tiberius bis Antoninus.

Das Ganze ist aus Dio L. 57 init. — L. 69 fin. Mit den anscheinenden Zusätzen verhält es sich wie oben z. B. p. 548 B., was bei Dio 57, 16 fin. heute vermisst wird; über p. 557 sq. s. Reim. ad Dion. 59, 25 fin. Ein schlagendes Beispiel ist aber p. 558 D: ovro — 100 mig Worte zusammengefasst. Nun ist jedoch ein Fragment in den Exc. Peir. 670 vorhanden und ven Reimar schen am gehörigen Orte eingeschaltet, welches mit Zonaras vollkommen übereinstimmt. Ebenso p. 561 cll. Exc. Peir. p. 674 ap. Reim. 60, 31. Vergleiche überdiess p. 557 B C D mit Nov. Coll. II. p. 204 sq. — und pp. 565 D. 566 A mit Nov. Coll. p. 208 sq.

Vom 61. Buche an, wo die Codices des Dio abbrechen, haben wir die Vergleichung mit Xiphilin's Excerpten angestellt. Sie genügen vollkommen, die umfassende Benutzung auch dieser verlarenen Bücher darzuthun; sie waren für Zonaras gewissermassen die einzige Quelle. Da versteht es sich denn auch von selbst, dass Anführungen, wiet Ereges de yocopous u. s. w. wieder nur Affectation sind.

Nachlässigkeiten im Abschreiben kommen natürlich öfters vor, sie sämmtlich zu berühren ist nicht meine, sondern des Commentators Sache. Hier nur ein Beispiel, p. 568 B: δ Σενέπας Επαρχος ῶν τοῦ δορυφορικοῦ καὶ ὁ Βοῦρφος διδάσκαμλας τοῦ Νέρωνος. Diese Absurdität hatte natürlich Dio nicht; dech waren bei ihm, wie aus Xiphil. 61, 3 hervorgeht, die Worte so gestellt, dass ein Unwissender sie freilich missverstehen und verdrehen konate, nämlich: ὅ τε Σενέπας καὶ ὁ Βοῦρφος φρονιμώτατοί τε καὶ δυνατώτατοι . . . ὁ μὲν γὰρ ἔπαρχος . . . ὁ δὲ δι-δάσκαλος κ. τ. λ.

Am Ende fast jeder Regierung hängt Zonaras eine Relation über die Verhältnisse der Christenheit an, — eine Art kirchlicher Statistik mit besonderer Rücksicht auf die Succession der Bischöfe. Diese ist jedesmal aus der Kirchengeschichte des Eusebius gezogen. Ein Beispiel sahen wir schon am Ende des 10. Buches beim Tode des Augustus. Wir finden deren ferner:

Nach der Geschichte des Liber. p. 552 A — D v. fin.274 aus Euseb. L 10. II. 2 (den Tertullian hat Zonaras nicht); nach der des Caius und Claudius p. 567 C — p. 568 A med. — Euseb. II. 11. 13—15 (aus ihm sind die Zeugnisse des Iosephus, Lucas und Iustinus Martyr entlehnt); über die Christenverfolgungen unter Naro p. 570 A — Eus. II. 26. III. 2 (mit geringer Modification); mach Domitian p. 582 sq. — Eus. III.

Genug, Alles was auf das Christenthum sich bezieht, ist aus diesem Autor entnommen. S. noch p. 591 D sq. cll. Euseb. IV. c. 4 sqq. Das Citat des Instinus Martyr ist ebenfalls aus c. 10 extr. und c. 11. — Zuweilen sind Eusebius und Dio in einander goarbeitet, z. B. p. 587 A—p. 588 A cll. Euseb. IV. c. 1 sq. III. c. 32 sqq. und Dio (Xiphil.) 68, 32 sq. Nur den Ersteren nennt Zonaras, den Letzteren finden wir versteckt in dem zal p Evatβιος. Auch das gelehrte: ως δί τινες λέγουσι ist wörtlich aus Dio. Uebrigens aber citirt Zonaras auch diesen an verschiedenen anderen Orten des Abschnittes, wie p. 590 C (cf. Xiphil. 69, 15).

Wir müssen einige besondere Puncte besprechen.

Zonaras sagt p. 558 D: τον δ' ἐν Ἱεροσολύμοις ναὸν εἰς οἰκαῖον ἱερὰν μεθηριμόζενο (scil. Caius), ἔνα Διὸς ἐπισανοῦς νέον κοημακίξη Γαΐον. Reimar (ad Dion. 59, 28. S. 276) scheint zu glauben, er habe das aus dem Philo (de legat, ad Caium p. 804 ed. Turneb. p. 731) abgeschrieben; quae, sagt er, assuit Zon. totidem verbis ex Philonis loco petita sunt. Schon vor ibm Du Cange ad Zon. not. hist. p. 21: quod hausit Zon. e Philone. Dem ist nun aber nicht so. Allerdings sind es zwar die Worte des Philo, jedoch nicht unmittelhar aus diesem selbst entlehnt, den er nie vor Augen gehabt, sondern nur wieder mittelbar aus Eusebius (hist. eccl. Il. 6). Im Iosophus steht die Notiz nicht, was auch dessen Abkürzer Zonaras bemerkt. Wer kann nun aber unter so bewandten Umständen stetem

Misstrauen wehren? Sicher verhält es sich ähnlich mit den Citaten aus Appian: p. 575 D und p. 584 D. Beide sind ohne Zweisel aus Dio herübergetragen; von dem Ersteren werden wir nachher sprechen; das Letztere betrifft die Orthographie Δάκας η Δακούς. Dass der genaue Dio diese philologische Bemerkung macht und durch das Zeugniss des sicher von ihm häufig benutzten Appian unterstützt, ist weit glaubwürdiger, als dass Zonaras, der den Appian sonst durchaus nicht gebraucht, um dieser unbedeutenden Bemerkung willen ihn aufgeschlagen haben sollte, wenn er ihm auch wirklich zugänglich gewesen wäre, was doch aus früher angegebenen Gründen als unwahrscheinlich sich ergab. Ueberdiess ist die ganze Periode, in deren Mitte die Notiz steht, in der That wörtlich aus Dio (cf. Xiphil. 68, 6). Ebenso ist ohne den geringsten Zweisel das Citat aus dem Philostratus im Leben des Apollonius von Tyana (Zon. p. 582 A) ein aus Dio gestohlenes. Dass wir es bei Xiphilin nicht finden, beweist Nichts; denn alle Citate werden von ihm ausgelassen. Dagegen ergibt sich bei einer Vergleichung mit demselben (67, 17, 18) sowohl alles Vorhergehende und Nachsolgende, als auch die in Rede stehende Erzählung selbst, Satz für Satz, ja fast Wort für Wort, als ein Plagiat aus dem Dio. Danach hege ich die Ueberzeugung, dass auch das zweite Citat aus dem Philostratus (p. 583 B: δ Φιλόστρατος έν τοῖς βίοις τῶν σοφιστών ανεγράψατο d. i. 27 p. 546 c. d) aus Dio herzuleiten ist. Wie sollte Zonaras, der nicht einmal die allgemeineren Werke gehörig benutzt, seine Angaben aus Specialschriften, aus ganz fernliegenden literarischen Abhandlungen mühsam zusammengesucht haben! Andrerseits hatte Dio diese Anekdote vom Schatze des Atticus gewiss nicht übergangen (Xiphilin gibt über Nerva ein höchst mageres Excerpt 68, 1-3), und den Namen des Gewährsmannes um so eher angeführt, als die Erzählung von äusserst wenigen Schriftstellern überliefert worden zu sein scheint; unter denen, die wir besitzen, ist Philostratus, so viel ich weiss, der Erste. Hierzu kommt wiederum, dass alles Voranstehende und Folgende theils aus Dio, theils aus Eusebius ist. Dieser Letztere aber schweigt, und so erscheint Jener nothwendig als der Beraubte. Dass Dio beide Werke des Philostratus benutzte, zeigt sich schon aus Reimar's Zusammenstellungen in den Noten hinlänglich. Zonaras aber beweist, dass das industriöse Handwerk, mit fremden Federn sich zu schmücken und eine erborgte Gelehrsamkeit mit grosssprecherischer Affectation zur Schau zu tragen, nicht erst eine Erfindung der Neueren ist.

Der Abschnitt von der Empörung des Vindex bis auf den Untergang des Vitellius (p. 570 B-p. 576 C med.), dessen specielle Betrachtnug erst die vorliegende Abhandlung veranlasste, \*) ist ebenfalls, Geringes ausgenommen, aus Dio (63, 22 - 65, 22) entlehnt. Wichtig ist es in dieser Beziehung, dass Zonaras den Vindex Caius nennt; denn Dio ist in der That der einzige unter allen alten Schriftstellern, der demselben diesen Beinamen gibt. Zonaras citirt auch p. 575 A den Dio (cf. 65, 8). Eine eigentliche Vergleichung würde hier zu weit führen; ich verweise nur auf Reimar. Dass Zonaras übrigens den Dio selbst. nicht den Xiphilin excerpirt, wird durch die vielen Stellen dargethan, wo er ausführlicher spricht, als Xiphilin, oder die dieser ganz übergeht. S. z. B. p. 570 D: Πετρώνιον; Xiphilin 63, 27 deutet diesen nur durch das allovs an. Doch scheint auch die Benutzung des Xiphilin sowohl aus früher Gesagtem, als daraus hervorzugehen, dass ihre bei-276 derseitigen Auszüge oft Wort für Wort übereinstimmen. z. B. p. 572 B. cl. Xiph. 64, 6; sie müssten denn Beide gerade an solchen Orten den Dio nicht eigentlich abgekürzt, sondern abgeschrieben haben. — Nur Einiges zieht Zonaras wieder aus dem Iosephus, den er auch citirt (p. 575 A und C). Einiges aus dem Eusebius, ohne ihn zu nennen (p. 575 D. cl. Euseb. hist. eccl. III. 8, 5); die Verweisung auf Appian

<sup>\*)</sup> Des Vf's Absicht war damals eine Geschichte jenes Zeitraums oder des ersten Jahrhunderts der Kaiserzeit mit umfassenden Quellenuntersuchungen herauszugeben; davon ist indess wenig mehr als der culturhistorische Theil "Gesch. der Denk- und Glaubensfreiheit im ersten Jahrh. der Kaiserschaft" (1847) au's Licht getreten.

dagegen (p. 575 D: τούτου δέ τοῦ χρησμοῦ μέμνηται καὶ Αποτιανός εν τῷ εἰκοσκῷ δευτέρο λόγορ τῆς εσταρίας εὐτοῦ Ρωμαϊκής) scheint mir wieder aus Bio entnommen zu sein. Eusebius wenigstens hat diess Citat nicht, und dass Zonaras gerade nur dieses Buch des Appian in Händen gehabt, ist unwahrscheinlich. Doch dürfte er auch die Bemerkung als Randglosse zu Dio (66, 1), Eusebius oder losephus gefunden haben. - Den Galba und Otho des Plutarch hat Zonaras so wenig wie dessen übrige Kaiserbiographieen benutzt; denn gerade die Stellen, die wir im Xiphilin nicht finden und von denen man also muthmassen dürfte, dass sie aus Plutarch wären, finden sich auch bei diesem nicht, E. B. p. 570 C, p. 572 A; daher muss man auch bei ihnen einen Dionischen Ursprung voraussetzen, und dass Kiphilin sie nur übergangen; sowie die bei dem Letzteren ebenfalls fehlende und auch sonst nirgend workommende Angabe des Zonaras p. 571 D (über die Sklaven) sich jetzt durch Vergleichung mit dem Fragmente: ővi rivès n. z. l. (Nov. Coll. p. 216) bei einiger Combination als Dionisch ergibt.

Die Quellen des zwölften Buches (p. 592 D — p. 648). Von Antoninus Pius bis auf den Tod des Maximinus.

Ueber Antoninus (p. 592 D—p. 593 D) sind die Quellen effenbar Xiphilin und einige Fragmente des Dio (s. Xiph. 70, 1—4 fin. und Reim. ad II. cc. und ad 71, 32 fin. §. 130). Die Sache hängt wohl so zusammen: In den Exemplaren des Dio war eine Lücke, die nach Xiphilin's Angaba sich über Antoninus Pius und den Anfang der Geschichte des Marcus erstreckte; Xiphilin fülkt sie durch einige Angaben aus Eusebius und Quadratus aus. Dieselbe Lücke fand nun auch Konaras in seinem Dio; desshalb schrieb er die wenigen Notizen des Xiphilin wörtlich ab. Jedoch fanden sich in seinem verstümmelten Exemplare noch einige Fragmente ver, welche in dem des Kiphilin nicht verhanden gewesen sein müssen, weil dieser sie weder mittheilt noch verarbeitet, auf die aber Dio, wenigstens auf eins derselben, augenscheinlieh anspielt (s. 71, 32 fin.).

Sie beziehen sich auf die Lücke im Aufang des Marcus; der unwissende Zonaras jedoch bezog sie auf Antoninus Pius und schob sie unter die Notizen des Xiphilin: p. 503 B: ού μην διά τούτο - εβιάσατο; C: τούτου λέγεται - καταλιμπάνειν; D: περί τούτου τοῦ αὐτοκράτορος - καταλιμπάνω τόδε. Alles Uebrige ist aus Xiphilin, was Reimar, so viel ich weiss, weder ausspricht noch andeutet; es kann aber nicht anders sein: denn wenn auch Zonaras in seinem Die das finden mochte, was Xiphilin 70, 1. 2 fand, so könnte doch, was dieser c. 3. 4 aus eigenen Mitteln selbstständig zusammenträgt, nicht im Zonaras so wörtlich sich wiederfinden - ohne Benutzung. Nur den Eusebius hat277 auch Zonaras zur Hand und excerpirt ihn, ohne ihn namhaft zu machen, in dem kirchengeschichtlichen Anhange p. 594 A — C; vgl. Eus. IV. 10 sqq.

Aus gleichen Gründen ist auch der Anfang vom Marcus Aurelius p. 594 C, weil er wörtlich mit Xiphilin übereinstimmt, im Dio aber sehlte, nothwendig aus dem Ersteren (71, 1 sq.). Im Verlaufe nimmt man jedoch an einigen Erweiterungen und an mehrfachen Citaten aus Dio (p. 595 C D. p. 596 A. fl. 607 D. p. 608 A [cf. Xiph. 75, 13]) wahr, dass Zonaras, sobald die Lücke erganzt war, auch wieder den Dio selbst zur Hand nahm. Er benutzt ihn ununterbrochen bis p. 619 A (cf. Xiph. L. 71 -80 fin.), beiläufig nur den Eusebius in christlichen Dingen: p. 595 D, p. 597 B, p. 600 D sq. (cf. Eus. V. 9 sqq.), p. 610 C-p. 612 A (cf. Eus. VI. 1 sqq.), p. 618 A (cf. Eus. VI. 21). Mitten in der Geschichte des Alexander Severus verlässt ihn Dio, und er ist genöthigt, sich nach einem anderen Führer umzusehen.

Von p. 619 A - p. 648: von Alexander Severus bis auf Maximinus. Licinius und Constantin.

Wer ist man dieser neue Führer? - Nicht die ermüdenden, oft fruchtlesen, Forschungen will ich mittheilen, sondern wie im Bisherigen nur der Mühe Ergebniss. verliegende Abschnitt, wie schon, ohgleich in geringerem Maasse, die zunächst vorhergehenden, sondert sich in zwei wesentliche Bestandtheile: die politische und die Kirchen-

Geschichte. Für jeden folgt Zonaras Einem Hauptgewährsmanne, hier dem Eusebias, dort, wie mir scheint, dem anonymen Fortsetzer der Geschichte des Dio bis auf Constantin, aus welchem uns Mai in der Nov. Coll. II. p. 234 - 246 einige Excerpte gerettet hat. Während ich nirgend bei theilweise oder vollständig vorhandenen Autoren, wie Dexippus, Eunapius, Zosimus, Malalas, Cedrenus, das Chronikon Paschale u. s. w. eine directe Quellenbeziehung auffand, zeigen sich hier merkwürdige Spuren und überraschende Uebereinstimmungen in Angaben, die bei dem jetzigen Bestande der Quellenliteratur für diese Periode als entlegen und isolirt gelten dürfen. So sagt z. B. Zonaras von Aemilian p. 628 D: αναροηθείς δε ούτως αύτοπράτωρ, επέστειλε τη συγκλήτω, έπαγγελλόμενος, ως καὶ την Θράκην απαλλάξει βαρβάρων, και κατά Περσών έκστρατεύσεται, καί πάντα πράξει και άγωνίσεται ώς στρατηγός αὐτῶν, την βασιλείαν τη γερουσία καταλιπών. Diess ist eine vereinzelte Notiz. Nun finden wir die Quelle in einem Fragmente des Continuator Dionis (μετά Δίωνα έπλογαί ξως Κωνσταντίνου Ι. c. p. 234): δτι Αἰμιλιανὸς αναγορευθείς βασιλεύς έγραφε πρός την σύγκλητον, ότι την βασιλείαν ύμιν καταλιμπάνω, κάγω ό στρατηγός ύμέτερος κανταχού αγωνίζομαι. Ferner Zon, p. 635 D: ἐπελθόντες δὲ ταῖς Αθήναις (d. i. die Scythen unter Claudius II.), είλον αὐτας, καὶ συναγαγόντες πάντα τὰ ἐν τῆ πόλει βιβλία, παύσαι ταύτα ήβούλοντο, είς δέ τις των συνετών παρ' αὐτοῖς δοκούντων ἀπεῖρξε τοὺς ὁμοφυλους τοῦ ἐγχειρήματος, φάμενος, ώς περί ταυτα οί Ελληνες ασχολούμενοι, πολεμικών αμελούσιν έργων, παὶ οθτως εθχείρωτοι νίνονται. Dasselbe lesen wir im Anonymus 1. c. p. 240: 278οτι των Σκυθών έπὶ Κλαυδίου τὰς 'Αθήνας ελόντων καὶ συναγαγόντων πάντα τὰ βιβλία καὶ βουληθέντων παυσαι, allos tis en antois aboninos elnas nomicomenos expluse. λέγων ότι περί ταυτα οί Ρωμαΐοι στολάζοντες πολέμου ausloves. Die Abweichung Populos für Ellnves ist ausserst unbedeutend; im ursprünglichen Texte kann sogar Beides gestanden haben, wie denn auch der Verfasser gleich in den folgenden Worten eine Anwendung des Erzählten

auf die Athener und die Römer zugleich macht. -- Endlich vergl. noch drittens Zon. p. 636 B C: Adonliavos δὲ τῆς ἡγεμονίας ἐπιβεβηκώς Ῥωμαίων, ἤρετο τοὺς ἐν τέλει, όπως βασιλεύειν χρεών. ών είς είπεν αὐτῷ ὡς Έαν βούλει βασιλεύσαι καλώς, χουσώ σε δεί και σιδήρω περιφράξαι σαυτόν, κατά μέν των λυπούντων κεχρημένον σιδήρφ, τους δέ γε θεραπεύοντας χρυσφ αμειβόμενον. δς πρώτος, ως λέγεται, της οίκείας ταύτης απώνατο συμβουλής, μετ' οὐ πολύ τοῦ σιδήρου πειραθείς - mit dem Continuator l. c. p. 241 sq.: ὅτι Αὐρηλιανὸς βασιλεύσας καὶ συναγαγών πάντας τοὺς ἐν λόγω ἐν Ῥαβέννη βουλήν εποιείτο πώς χρή βασιλεύειν αὐτόν εβούλετο γάρ μετά θάνατον Κλαυδίου έξ ών ἔπραττεν μείζων ἐπείνου φαίνεσθαι είς δε των έκ της συγκλήτου είπεν αὐτῷ. έὰν θέλης καλῶς βασιλεῦσαι, χουσῷ καὶ σιδήρῷ σαυτὸν οχύρωσον κατά μεν των λυπούντων σε, σιδήρω πρός δὲ τοὺς Θεραπεύοντας, χουσώ καὶ πρώτος τῆς κακῆς συμβουλής ταύτης αὐτὸς ὁ συμβουλεύσας ἀπήλαυσεν.

Sind nun alle politische Nachrichten des in Rede stehenden Abschnittes auf diese Quelle zurückzuführen, so steigert sich der Werth durch die Gewissheit, dass derselben glauhwürdige Primärschriften zu Grunde liegen. sehen wir gleich von da ab, wo Dio's Nachrichten abbrechen (der Satz: είτα Καππαδοκίαν ὁ Αρταξέρξης ούτος σύν τοῖς Πέρσαις κατέτρεγε, καὶ ἐπολιόρκει τὴν Νίσιβιν scheint noch dem Dio anzugehören, obgleich ihn Xiphilin übergeht), durch des Zonaras Darstellung einen Herodianischen Schimmer hindurchblicken; man vergleiche nur p. 619 A-p. 620 A med. mit Herodian. VI. 4-9 fin., und auch das Weitere bis auf die Zeit Gordian's III. (p. 622 D) mit dem Reste des Herodianischen Werkes. Doch darf man nicht etwa in diesem Letzteren eine unmittelbare Quelle des Zonaras finden wollen, weil dessen Erzählung nicht völlig darin aufgeht, weil im Guss der Worte nicht hinreichende Anklänge sich zeigen, und weil endlich Zonaras zuweilen abweicht oder über Dinge in Zweisel ist, über die ihm Herodian Aufschluss gegeben hätte. So nennt er den Mitregenten des Maximus nicht Balbinus, sondern Albinus

(p. 621 sq.) und schiebt gleich darauf zwei Kaiser in die Geschichte ein, die niemals existirten (p. 622 C): Merà τούτους, οί μεν Πομπηθανόν τινα συγγεγράφασι των 'Ρωμαίων έσγηκέναι άρχην, ταχύτατα δ' έκπεπτωκέναι αὐτης, ώς εν ονείρω της έξουσίας απολαύσαντα. ούπω γαρ δύο παρεληλυθέναι μήνας, καὶ στερηθήναι αὐτὸν πρὸς τη μουαργία και της ζωής αναιρεθέντα παρά τίνων δέ, καὶ διὰ τίνα αίτίαν, μη εύρηκώς, παρεσιώπησα καὶ αὐ-279τός μεθ' ον Πούπλιον αντεισαχθήναι Βαλβίνον Ιστόρησαν, και μικρόν τι κάκεινον της αυταρχίας απογευσάμενον (ξπί τρισί γαρ μησίν αὐτω την άρχην περιγράφουσιν) άναιρεθήναι κάκεινον, άρτι καταλαβόντος έκ Λιβύης Γορδιανού, ος έκει, ώς ήδη μοι έφρήθη, προανηγόρευτο. fenbar hat Zon, hier einen Chronisten zur Hand (welchen, weiss ich nicht), den seine Unwissenheit nicht zu benutzen versteht. Πομπηϊανός ist eine Verunstaltung von Πουrelaves, und Pupienus identisch mit Maximus; ebenso ist Πούπλιος eine Abweichung für Κλαύδιος (oder Clodius, oder Cacilius. S. Victor Caes. 26, wobei eine Vereinigung möglich), und Balbinus identisch mit Albinus. Biese Verdrehungen konnten auch schon in jenem Chronisten vorhanden und bei der Kürze verfänglich sein. Dass über diesen Zeitpunct bei den Späteren Verwirrung geherrscht, beweist das Chron, Paschale (vergl. auch Zosim. p. 17 ed. Oxon., wo ein Sabianus oder Sabinianus erscheint). Beziehung der Angabe des Zon. auf den Consul Pompeianus Civica (Bu Cange not. hist. p. 25) ist ein gezwungener und völlig eiteler Rettungsversuch. Jedenfalls siehe ich an, die Verwirrung auf den Contin. Dionis selbst zurückzusühren, der ohne Zweisel wie Herodian auf Maximus und Albinus oder Balbinus unmittelbar Gordian III. folgen liess. Wenn gleich daher diesem Zon, das Meiste verdanken mag, so will ich nicht in Abrede stellen, dass er auch sonst hier und da einen oder den anderen der Chronisten, deren Werke damals in Jedermanns Händen waren, verglichen haben könne, wesshalb ich auch Quellenandeutungen wie: ώς ὁ Εὐσέβιος ίστορεί, και άλλοι δέ τινες των συγγραφίων φασίν (p. 620 B) in diesem Abschnitte nicht immer für trügerisch halte (cf.

p. 621 D, p. 622 C D, p. 623 A, p. 627 D, p. 636 B, p. 644 B). Dahin gehört nun wohl zunächst die Chronik des Eusebius selbst, die Zon. sicher auch jetzt noch zu Rathe zog, wie die Anführung über des Claudius Regierungszeit p. 636 B cl. Euseb. Canon. p. 392 ed. Mai et Zohr. darthut; denn in der Kirchengeschichte erwähnt Eusebius den Claudius gar nicht, so dass das Citat durchaus nicht falsch bezogen werden kann. Auch im kirchlichen Theil scheint Zon. Manches aus dessen Chronik vervollständigt zu haben. Leider bricht der armenische Codex in der Chronographie mit Iulius Casar ab; dass Eusebius die Kaisergeschichte nicht ausgelassen, erhelit schon aus dem Prooem. c, 4 fan.: turn et eos (sc. expficabo), qui post Iulium Caesarem atque Augustum recta serie fuerunt imperatores; denique et annuos Consules, qui his impliciti sunt (ed. Mai et Zohr, p. 4). Auch vor dem Beginn der Lücke, die sich selbst auf den Anfang des Canons erstreckt, heisst es (c. 48, p. 218): iam vero operae pretium erit his attexere Romanorum quoque post lul. Caesarem imperatores etc. Im Canon ist die Kaisergeschichte zu dürstig behandelt, und bei der Chronographie können wir ums auf die Uebersetzung des Hieronymus, der geflissentlich aus anderen Schriftstellern Zusätze macht, auch häufig abkürzt, nicht mit Gewissheit verlassen. Nach der Beschaffenheit des Letzteren zu urtheifen, hat Zon. in diesem politischen Theile des Eusebius Chronographie nur sehr beiläufig benutzen können.280 Die Vergleichung zeigt auch nur eine auffallende Uebereinstimmung, über Biokletian's Stolz (s. Zon. p. 642 A cl. Hieronym. ed. Scalig. Amst. 1658, p. 47); allein gerade hier hat Hieronymus ohne Zweifel den Eutrop. (IX. 16) berupft, wie diess auch Scaliger selbst erkennt (animadv. p. 244). Nun gibt aber dieser in der Restitution des griechischen Textes häufig mehr als Hieronymus, so dass die Vergleichung sich erweitert. Unter den Fragmenten führt er hier, ohne Angabe der Quelle, ein sehr langes auf, über den Einfall der Scythen unter Valerian (σωζόμενα p. 85), welches mit Zon. p. 629 C D, p. 630 A B fast durch und durch wortlich übereinstimmt, nur dass Zon, eine abweichende Relation mitten hineinschiebt. Diess Fragment nun hat Scaliger augenscheinlich aus Georg. Syncell. (p. 381 sq. ed. Par.) herübergenommen und, da weder dieser auf Eusebius Bezug nimmt, noch Hieronymus ein solches Detail voraussetzen lässt, wie mir scheint, ohne irgend einen hinreichenden Grund, so dass hier Eusebius nicht als Quelle des Zon. erscheinen darf.

Aber auch nicht einmal Syncellus, wenigstens nicht 281 ohne Einschränkung; denn obgleich Du Cange ihn ohne Weiteres für eine von dessen Ouellen im Allgemeinen ausgibt (praef, ad not. hist.), uneingedenk des Umstandes, dass in ihm zum guten Theil der von Zon. sicher benutzte Eusebius verborgen ist, und obgleich bei der jetzigen Lückenhastigkeit des Letzteren die Möglichkeit, dass Zon. einzelne Erweiterungen aus Syncellus herübergeholt, nicht abgeläugnet werden kann: so streitet doch bei der fraglichen Erzählung gegen die Benutzung dieses Chronographen eben die von Zon, eingeslochtene abweichende Relation; mindestens muss er diese, die er voranstellt und für die beglaubigtere zu halten scheint, anderswoher haben. Da aber überdiess in dem übereinstimmenden Theile hier wie dort sich dennoch einige isolitte und nicht unwesentliche Wendungen finden, so ist es am natürlichsten eine gemeinschaftliche Quelle zu muthmassen, die beide Relationen enthielt und aus der Jeder nach Belieben Angaben und Worte borgte. Und diese gemeinschaftliche Quelle scheint mir keine andere, als der Contin. Dionis, um so mehr, als der genügsame Forschungsgeist, sowie die Bücherarmuth des Zon, so selten wie möglich an neue Richtungen und Seitenwege zu denken gebietet, und überdiess jener christliche Anonymus als ein sehr gangbarer, vielfach benutzter Autor sich dar-Dass er mit Ioannes Antiochenus identisch sei, wie Mai muthmasst (l. c. p. 234, nr. 1; vergl, jedoch p. 247, ur. 1), möchte ich entschieden bezweifeln, jedenfalls aber auf ihn alle sachliche Uebereinstimmungen und Anklänge zurückführen, welche etwa zwischen den Erzählungen des Zon. und denen des Dexippus, Eunapius, Zosimus, Päanius, Cedrenus und überhaupt aller derjenigen Schriftsteller, die

Zon, durchaus nicht unmittelbar vor Augen gehabt zu haben scheint, obwalten; so auch die interessante Erwähnung des Marcus und des Severus Hostilianus, die er nur mit Cedrenus gemein hat. Am bemerkbarsten sind naturgemäss die Anklänge an Zosimus, und ihrer mehrere finden sich in der That im Continuator Dionis wieder (s. dessen Fragmente a. a. O., Mai's Anmerkungen, wo noch Manches zu ergänzen wäre, und die betreffenden Stellen im Zosimus). Völlig unhaltbar ist die Meinung, welche den Päanius zur Quelle des Zon. macht. Scaliger hat sie vielleicht zuerst282 ausgesprochen (animadv. ad Hieronym. p. 241, 244); auf ihn stützt sich Du Cange (ad Zon. praef. p. 6), und durch Schöll, der gar gleich den Eutrop substituirt (Gesch. d. gr. Lit. III. p. 247) und ohne Zweifel aus Du Cange's Vorrede schöpfte, ward der Irrthum allgemeiner verbreitet. Das einzige specielle Argument, worauf Du Cange fusst, ist die schon berührte Stelle p. 642 A: olg έπαρθείς ὁ Διοκλητιανός καὶ μέγα φρονήσας, οὐκέτι προσαγορεύεσθαι παρὰ της γερουσίας ως πρώην ηνείχετο, αλλά προσκυνείσθαι έθέσπισε, καὶ τὰς ἐσθήτας ξαυτοῦ, καὶ τὰ ὑποδήματα χουσώ και λίθοις και μαργάροις εκόσμησε, και πλείονα πολυτέλειαν τοῖς βασιλικοῖς παρασήμοις ἐνέθετο. οί πρώην γαο βασιλείς κατά τους υπάτους τετίμηντο, και της βασιλείας παράσημον μόνον είγον πορφυρούν περιβόλαιον. Hierzu bemerkt Jener p. 27 not. hist.: Paeanium hic exscripsit, ut alibi saepe, Zonaras; allein die Uebereinstimmung liegt nur in der allbekannten Thatsache und ist so wenig wörtlich, ja bietet so mannichfache Abweichungen, dass bei der knechtischen Weise des Zon. vielmehr die Nichtbenutzung daraus gefolgert werden muss. Bei Paeanius lautet die Stelle nämlich (IX. 16, p. 176 ed. Kaltw.): αύτός τε πρώτος την βασιλικήν είσηγαγεν ύπεροψίαν, κατά μικρον την έλευθερίαν την Ρωμαϊκήν υποτεμνόμενος, και προσκυνείσθαι προσέταξεν έαυτον μέχρις αὐτοῦ βασιλέων τη κοινή προσηγορία τιμωμένων καί τιμίους λίθους τοῖς τε ἐσθήμασι καὶ τοῖς ὑποδήμασιν ἐνήρμοσε. πρότερον δε τὸ διαφέρον τῆς βασιλικῆς περιβολῆς ἀπὸ της άλουργίδος ην μόνης. Wir wundern uns daher nicht,

dass der Irrthum mit sich selbst in Opposition tritt, dass Scaliger mit grücklicherem Tacte wirklich gerade hier eine andere Quelle muthmasst (animadv. ad Hier. p. 244), und so Du Cange's einziges Argument durch den einzigen Gewährsmann, auf den er sieh beruft, selbst paralysirt wird. Dagegen meint Scaliger (l. c.), alles Uebrige, was Zonaras über Diocletian schreibe, sei von ihm aus Paeanius entnommen (s. Zonaras p. 640 A sqq. Paean, IX. 13 sqq.); doch es verhält sich hiermit in der That nicht anders, wie mit Du Cange's Beispiel: einzelne thatsächliche und desshalb zum Theil wörtliche Uebereinstimmungen; dagegen bei Zon. eine Menge von Erweiterungen im Detail und meist abweichende Diction. Der Punct, worauf sich Scaliger ausserdem stützt (an. p. 241: Γαλάτην eum [sc. Carum] vocat 283Zonaras ex Paeanio, quem ad verbum saepenumero sequitur), hat nicht die geringste Beweiseskraft, und überdiess die bezüglichen Stellen Zon. p. 638 B, Paean. IX. 12 nicht eine entsernte Aehnlichkeit. Alle weitere Vergleichungen führen immer wieder zu demselben Resultate; beide Werke, schon in ihrer quantitativen Anlage so ganz verschieden, stehen durchaus in keiner directen Beziehung zu einander. sieht wohl. Zon. benutzt einen Autor. dessen Erzählungen mit denen des Eutrop, eine gewisse Ouellenverwandtschaft haben, aber nicht die Uebersetzung des Eutrop, selbst; und immer wieder wird die Vermuthung auf den detailreichen Anonymus zurückgeführt. Wie sehr sich dieselbe bei Allem, wo es auf Entscheidung ankommt, d. h. bei entlegenen Angaben und, soweit die spärlichen Excerpte reichen, hewährt, will ich schliesslich noch durch einige Beispiele erhärten: Ueber des Macrinus Fussäbel Nov. Coll. II. p. 235 cl. Zon. p. 632 C; über den Tod des Quintus in Emesa p. 239 cl. Zon. p. 633 B (dass Balistas beim Contin. nicht erwähnt wird, ist Schuld des Eclogarius; angedeutet ist er aber in dem nal onloi avroig); über den Tod des Carinus p. 244 cl. Zon. p. 639 B (s. auch, obgleich diess Beispiel über die uns gesteckte Gränze hinausliegt, über Constantin's Absicht, die Residenz nach Sardica zu verlegen, p. 246 cl. Zon. L. XIII, 3 init. T. II. p. 6 B).

In dem kirchengeschichtlichen Theil folgt Zon. fast ausschliesslich dem Eusebius, den er auch mehrfach citirt (p. 620 B, 623 B, 627 A, 636 B, 644 B). S. Zon. p. 620 A med. — D med. cl. Euseb. hist. eccl. VI. 21, 2— 28 fin. (die Notiz: καὶ Σαρδιανὸς Ἱεροσολύμων scheint fast aus Syncellus p. 358 ed. Par. entlehnt; denn in der Kirchengeschichte des Eusebius VI. 10 lesen wir Ibodios, in der armenischen Uebersetzung seines Kanons p. 387 Gordianus. Bennoch schöpfte wohl, so scheint's, gerade hier Syncellus selbst aus Eusebius; Mai und Zohrab l. c. haben in dem aus ihm entlehnten griechischen Text Zagδιανός beibehalten, ebenso Scaliger in den σωζομ. p. 84. Die Abweichungen machen jede Entscheidung unsicher): serner Zon. p. 623 A — C fin. cl. Eus. H. eccl. VI. 23. 29 -31 (hiernach möchte bei Zon. durchweg Φαβιανός für Φλαβιανός zu schreiben sein, obgleich diese Verschiedenheit auch sonst besteht); Zon. p. 624 C cl. Euseb. VI. 33; Zon. p. 625 C D cl. Eus. VI. 35. 39 (wo der neue Bischof von Antiochia Φάβιος, nicht Φλαβιανός, genannt wird; danach wäre auch Zon. p. 631 B zu cerrigiren. Die Erwähnung des Cyprian findet sich bei Eusebius nicht im Zusammenhange, sondern VII, 3; Zon. schiebt ihn ein, nennt aber ebenso wenig wie Eusebius dessen Nachfolger. Diatribe gegen Origenes p. 625 D vers. fin. - p. 626 D ist selbstständig); Zon. p. 626 D-627 C med. cl. Eus. VI. 43. 44; Zon. p. 629 B C cl. Eus. VI. 39, VII. 2. 3. 5. 6; Zon. p. 631 B cl. Eus. VII. 14 cll. VI. 35. VII. 28; Zon. p. 684 D med. - 635 A vers. fin. cl. Eus. VII. 27 -30: Zon. p. 636 C cl. Eus. VII. 30: Zon. p. 639 B med. - 640 A med. cl. Ens. VII. 31. 30 fin. 32; Zon. p. 642 A B cl. Eus. VIII. 2 sqq. — Der ausgedehnte Schluss des zwöllten Buches von p. 646 B-648 fin., die Reihenfolgen der Bischöle von der Zeit des Marcellinus an enthaltend, findet weder in der Kirchengeschichte, noch in284 der Chronik des Eusebius, wie es scheint, ihren Halt; die Qualle ist wegen des vielbehandelten Gegenstandes nicht mit Gewissheit anzugehen. Dass übrigens Zon. die Kirchengeschichte des Eusebius auch bei politischen Ereignissen zu

Rathe zog, beweist p. 644 B, wodurch zugleich ausser Zweisel gestellt wird, dass der Appendix I wirklich als ein integrirender Theil des achten Buches auch damals galt; denn auf seinen Inhalt bezieht sich das Citat des Zon., und dieser gibt das achte Buch ausdrücklich an.

Ich reihe noch einige aphoristische Bemerkungen an die

vorstehende Untersuchung.

Lateinische Autoren hat Zon. nicht benutzt. Daraus, dass er die Zeit von den Gracchen bis auf Cäsar, aus Mangel an Büchern, wie er sagt, übergeht, ersieht man mit Gewissheit, dass auch die griechische Uebersetzung des Sallust von Zenobius oder Zenodotus ihm nicht zur Hand war; ebenso mussten ihm ausser Appian aus diesem Grunde auch Posidonius, Iuba, Diodor, Nicolaus Damascenus, Iustus von Tiberias und viele Andere mangeln, der endlosen Reihe der Specialschriftsteller gar nicht einmal zu gedenken.

Die Arbeit des Zon., als eine Art von Lehrbuch auf blosse Abschreiberei und Zusammenstellung basirt, ist schon desshalb an Bedeutung für die Wissenschaft ebenso nichtig. wie Tausende von Compendien der neueren Zeit. Jedenfalls können wir nach dieser Section der ersten zwölf Bücher die singularis eruditio nicht finden, welche Du Cange (praef.) an ihm lobt; Zon. ist wegen seines zufälligen relativen Werthes in seinem inneren und absoluten noch immer bei weitem überschätzt worden. Nicht wenig trug hierzu auch die Vorliebe bei, welche die Editoren so gewöhnlich für ihren Autor hegen. Diess zeigt sich unter Anderem auch in Du Cange's durchaus schiefer und mit Widersprüchen angefüllter Apologie (s. praef.) gegen die richtige Behauptung des Gerardus Vossius. Ein Princip, das man häufiger aufgibt, als anwendet, kann in keinem Puncte als rechtfertigendes Motiv vorgeschoben werden. Zur Zeit der beiden ersten Herausgeber war die historische Wissenschaft noch nicht im Schwunge; sie selbst waren mehr Philologen als Geschichtsforscher, und man darf es ihnen daher nicht allzu hoch anrechnen, wenn sie eines Zonaras conatum egregium atque institutum praeclarum preisen, in ihm zu finden ver-

meinen, was dessen Freunde in ihm suchten, und ihn mit Lobsprüchen überhäufen, denen wir vom heutigen Standpuncte aus auf das entschiedenste entgegentreten müssen. ohne Besorgniss, dass uns die oratorischen Blitze treffen konnten, welche Hieronymus Wolf gegen die morosos und obtrectatores schleudert (in der praef. zu seiner Edition). Sein Eifer ist rühmlich, seine Worte schön und an sich wahr: morosorum vero, ruft er aus, et obtrectatorum querelas atque aculeos quis hominum deorumve effugiat? quibus, nisi quod ipsi secerunt, nihil placet. Nur schade, dass sie auf den simius Dionis, um mit Mai zu sprechen, gerade auf den Autor keine Anwendung finden, auf welchen er sie anzuwenden so ausführlich bemüht ist, - als der würdige Patron eines unwürdigen Clienten; seine Liebe ist mehr officiell als gerecht. Unser Urtheil aber, das die rein obiective Betrachtung zur innersten Ueberzeugung bildete, dür-285 fen die christlich bescheidenen Worte nicht mehr umstimmen, mit denen Zonaras das Werk seiner Musse schliesst. (T. II. p. 311.)

Die Gelehrsamkeit, welche das dem Zonaras zugeschriebene Lexikon zur Schau trägt, ist ebenfalls nur eine beschränkte zu nennen; auch hier ist aus ein Paar Büchern ein neues zusammengetragen. Wir begnügen uns eine Bemerkung Mai's darüber mitzutheilen (Nov. Coll. II. p. 566): quamquam Zonaras in historia sua simius Dionis fuit, nihil ille tamen ex huius historia habet in lexico, quod ex Suidae potius promptuario sumptum non videatur. Quamobrem vel lexici auctor non est Zonaras, vel is certe ante lectum Dionem lexicographus fuit.

Bei einer neuen Ausgabe der Annalen des Zonaras bleibt noch erstaunlich viel zu leisten. Mit Zuversicht dürfen wir erwarten, dass der Herausgeber derselben für das Bonner Corpus Byz., der rühmlichst bekannte und thätige Dr. Pinder, sich ein unvergängliches Verdienst um ihn erwerben werde. Ein sorgfältiger Commentar ist, nicht minder wie eine behutsame Constitution des Textes, eins der Haupterfordernisse. Du Cange freilich erklärt einen genauen Commentar über die Einzelheiten für überflüssig (praef. ad not.

hist.); bei solcher Ansicht kann es uns aber nicht wundern, wenn er, wenigstens beim ersten Theil, für das kritische und historische Moment so wenig oder vielmehr Nichts leistet. Er hat keine vertraute Bekanntschaft mit seinem Antor geschlossen, und wenn er daher gar einmal einen kritischen Griff versucht, so ist es gewähnlich ein ein Fehlgriff. Dahin gehört es, wenn er dem Zenaras zyversichtlich einen Philo und Paeanius als Quellen andichtet, wo derselbe in Wahrheit ganz andere Schriftsteller, wie die Kirchengeschichte des Eusebius, benutzte.

Bringt man nun ehen in Anschlag, wie wenig die bisherigen Herausgeber dieses Feld der Forschung benücksichtigt, und wie sie sogar durch Verkennung der Kriterien und hierdurch veranlasste Missgriffe nur dazu beigetragen, dasselbe zu trüben und zu verwirren: dann dürfte wehl die zum erstenmal unternommene Sichtung eines von den Historikern his auf die neueste Zeit herab meist ganz vernachlässigten oder ohne Urtheil gehandhabten Autors nicht als unnutz erscheinen, noch Leistung und Ausbeute, wie gering sie auch sein mögen, völlig verschmäbet werden. Nach Vollständigkeit rang ich nicht; auch berührte ich selten, was dem eigentlichen Zwecke fern lag. Unzählige philologische und historische Berichtigungen mussten künstigen Heransgebern und Geschichtschreibern überlassen bleiben; ich meinerseits durfte nur andeuten, nicht durchweg commentiren.

# EX CAROLI DUCANGII

ANNOTATIONIBUS.

## CAROLI DUCANGII PRAEFATIO.

### LECTORI.

Eiusmodi sunt qui generalem praesertim spectant historiam, quemadmodum sunt Zonarae quos modo recudimus, Annales, ut fusioribus illustrari commentariis minime debeant: cum qui id faciendum sibi proponeret, inutilibus potius ac supervacaneis lectorem fatigaret observationibus quam labore quovis sublevaret. Ea quippe est scriptionis istius ratio, ut quae ex Autoribus decerpuntur, attingantur duntaxat, nec pleniori oratione conscribantur. Continua gestorum series, et secundum certiores temporum notas digesta, in illis attenditur potissimum, adeo ut ipsas consulere origines necesse habeat qui prolixiores expetierit narrationes; cum eorum qui condunt Annales praecipuum sit consilium, ut universali quadam rerum cognitione lectoris animum informent. Ita Zonarae illud in primis fuit, ut recte in praefatione ait Wolfius, "certam quandam historiae quasi disciplinam constituendi et dispersa in plurimis membra et partes eius in unum quoddam corpus redigendi. Delegit enim sibi non omnium, sed praecipuarum gentium historias; neque eas omnes, sed vel praecipuas duntaxat, vel eas quae ad ecclesiae seriem perspiciendam facere videbantur". In hac igitur tot eventuum atque rerum expositione, quam Annales complectuntur, qui mundi primordia veterisque Foederis Hirias, quae ex sacris Libris et ex Iosepho ac Georgio acello; aut res Graecanicas vel etiam Romanas seu Reiolicae seu Imperii tempora spectentur, ex scriptoribus ert Zonaras, cum iis conferre vellet ac eorum autoritate pare qui singulas ex professo pertractarunt vel quae ille

de industria omisit afferre, duo pariter subiret incommoda, ut et nimium diceret, nec tamen totum, ut Quintiliani verbis utar. Fatendum tamen occurrere interdum in iis multa. quae critica indigeant manu: cum in ipsa videlicet narratione aut in personarum vel locorum nomenclaturis alque adeo in factis ipsis a suis discedunt authenticis, de quibus lectorem interest admonere. Nonnulla sunt praeterea, quae locis exoticis possunt adornari, cum lumen sibi invicem plerumque commodent scriptores: quod quidem in notis, quas hic in praesens edimus, pro virili praestitimus, in iis maxime quae Byzantinae historiae illustrandae conducunt, quandoquidem hosce Annales publicamus, caeteris rerum Byzantinarum scriptoribus typis regiis hactenus expressis, adiun-Nam ut Theophanem ac illius Continuatores, vel qui, ut Zonaras, Annales a mundi conditu ad sua tempora, alia forte methodo, perduxerunt, Georgium Cedrenum, Georgium Hamartolum, Symeonem Logothetam, Ioannem Scylitzen, Constantinum Manassem, Michaelem Glycam, Ioëlem et alios istiusmodi cum ipso Zonara compararem, absonum prorsus visum esset, cum satis et abunde sit, si quae sunt extra usum communem vel a ceteris intacta, in notas referantur, ex quibus scriptori lux utcumque affulgeat. vero cum in universam Byzantinam historiam perpetuos, ut ita dicam, seu qui singulis illius scriptoribus aptari possint, commentarios antehac ediderim, duobus publicatis voluminibus, quorum alterum Familias Augustas et Dalmaticas, una cum Urbis Constantinopolitanae descriptione, alterum ad mediae et infimae Graecitatis Glossarium complectatur, in quo non modo vocabula mixobarbara, sed etiam dignitates Palatinae, militares, ecclesiasticae et monasticae explicantur, unum supererat, ut sola duntaxat facta illustrari posse arbitrarer. Quod quidem ita a me praestitum est ut si quid in supra memoratis lucubrationibus excidisset, subinde annotarem idque saepe ex scriptoribus ineditis, ne vel ex incuria nos vel ex memoriae lapsu dispendium lector patiatur. varias interdum lectiones ex Zonarae manu descriptis co cibus, quos videre contigit, subinde inserimus, praetermi interea synonymis, tanquam nullius compendii, quod et

secisse profitetur Wolfius interpres; cuius alioquin notas priori editioni subditas, cum nostris edi suis locis curavimus, litera nominis initiali W. indicatas, praetermissis quibusdam inutilibus. Atque hae quidem priorem Annalium partem, et alteram usque ad Constantinum Magnum potissimum spectant, ubi paullo visus est accuratior quam in iis quae Byzantinorum Imperatorum Historiae erant subiunclae, in qua minus scientem fuisse palam est, quod et ipsemet ingenue agnoscit; quemadmodum et Xylander in Notis ad Cedrenum singulis fere locis, qui res Byzantinas spectant, non modo haesitare cogitur, sed fatetur ultro vocum sibi insolentium, partim hybridarum ac μιξοβαρβάρων, partim prorsus et apud Latinos et apud Graecos peregrinarum, notiones ignotas, nec alibi lectas: quod non omnino mirandum, siquidem hac tempestate nulli dum fere essent editi Byzantinae Historiae scriptores, et in iis illustrandis nemo ex tot viris eruditis studia sua hactenus contulerat.

# ANNOTATIONES.

## AD VOLUMEN I.

P. 2, 1. οὖκ οἔκοθεν ὧομήθην ποὸς τὸ ἐγχείοημα] 5 Similiter in commentariis quos in canones apostolorum et ed. Par. conciliorum composuit p. 2 ed. Paris. 1618 μή τις δέ μου καταγνοίη προπέτειαν· οὖ γὰρ ἀφ' ἐαυτοῦ τῷ ποιήματι ἐγχειρῶ, ἀλλὰ παρακληθεὶς ὑπέκυψα καὶ τῷ πόνῷ δέδωκα ἐμαυτὸν, ἕνα μὴ δι' ἀνηκοῖαν κατακριθῶ.

4, 31. ἠοεμοῦντι γὰο τῷ νοῖ, etc.] Anonymus Monachus Ratisponensis de suis tentationibus, nuper editus a Mabillonio vol. 4. Analector. "Ideoque in tanta molestia tentatioquae eo magis imminebat, quo maior sospitas corporalis at, omnimodo tractare coepi, quali studio qualique lacorpus spiritui subiicerem. Nam ea quae communiter caeteris fratribus in Coenobio agere docebar: sed et quae speciali devotione scribendo aut legendo, seu etiam ando sponte subii, non satis affligere corpus videbantur.

Cumque diu tractarem, quo potissimum studio memet in tantis periculis constitutum aptissime iugiterque constringerem, occurrit animo, ut in dictamine me occuparem aliquo: quod et saepe expertus sum mentem lascivam cuiuslibet scholastici instructi in nullo posse magis constringi quam studio dictandi."

- 9, 12. καὶ μὴ πάντα ἐνδεία βίβλων] Progressus enim usque ad Carthaginis et Corinthi excidium, abrupta historia, Cn. Pompeii Magni res gestas statim orditur, historia annorum 60 praetermissa. W. i. e. Hieronymus Wolfius.
- 10, 15. Κωνστάντιος δ Χλωφδς] Hunc Κώνσταντα alibi appellat, quomodo etiam scriptores aliquot, ut observamus ad 12, 31.
- 11 extr. ταξιάρχας] Centuriones vertit interpres, quae vis est vocis ταξιάρχης apud Tacticos: melius coelestis militiae principes, seu duces: nam ἀρχιστρατηγοί passim indigitantur SS. Michael et Gabriel apud Graecos. Vide Gloss. med. Graecit. in Ταξίαρχος.
- 13, 8. Λεπτὴ Γένεσις] Quam unica voce Λεπτογένεσιν alii vocant, de qua pluribus egit Cotelerius ad Constit. Apostol. 6, 16.
- 36, 30. Ψονθομφάνηχον reposuimus ex Iosepho lib. 1 c. 19. Wolfius perperam ediderat τοθομφάνηχον. duo codd. Regii et Colberteus ψοθομφάνηχον praeferunt. sed ut Iosephus, ita et Philo Iudaeus in lib. de Mutat. nomin. hanc vocem sic effert, cuius significationem ita declarat in lib. de Iosepho μετονομάζει δὲ αὐτὸν ἀπὸ τῆς ὀνειφοκριτικῆς ἐγχωρίω γλώττη προσαγορεύσας. paulo aliter hanc effert auctor Chronici Alexandrini, quo loco scribit Mosem, haud secus ac Iosephum, eodem nomine fuisse ab Aegyptiis appellatum, quod futura praedixerit, τὸν Μωυσῆν μετὰ τὸ ἐπαγαγεῖν αὐτὸν τὰς πληγὰς οἱ Αἰγύπτιοι ψομθομφαχή [Ψομ-Θομ-Φαν-Χθὴ ed. Bonn. p. 141] προσηγόρευσαν, δ ἐρμηνεύεται, δὲ ἀπεκαλύφθη τὸ μέλλον.
- 41, 25. βασίλισσα] ita Thermuthim, regis filiam, re-7 ginam vocat Iosephus lib. 2 c. 5 [c. 9 § 5], unde sua hausit Zonaras. scribit Suidas ex Aristotele, apud Cyprios

regum filios ἄνακτας, ut filias ἀνάσσας appellatas. vide Gloss. med. Lat. in *Regina*.

45, 20. παρ' "Ελλησιν 'Αποβλλιος] immo apud Latinos, seu nt habet S. Maximus in Computo Ecclesiastico parte 1 c. 13 κατὰ 'Ρωμαίους. sed hic ut et alibi non semel "Ελληνας vocat Zonaras quos alii Romanos, contra quam Eunapius in Chrysanthio p. 189.

122, 9. καὶ ταύτην τὴν θεραπείαν] quae quidem ex losephi lib. 8 c. 2 hic narrat Zonaras de Salomonis excantationibus daemonum, occasionem praebuit quibusdam recentioribus Graeculis libellum nugicanoricrepum, uti appellatur a Gaulmino in notis ad Psellum de Operatione daemon. p. 113, confingendi hoc titulo Διαθήκη Σολομῶντος νίοῦ Δαβίδ, δς ἐβασίλευσεν ἐν Ἱερουσαλὴμ καὶ ἐπράτησεν καὶ ὑπέταξε πάντων ἀερίων καὶ καταχθονίων πνευμάτων, δι' ὧν καὶ πάντα τὰ ἔργα τεῦ ναοῦ τὰ ὑπερβάλλοντα πεποίηπεν· καὶ τίνες αἱ ἐξουσίαι αὐτῶν κατὰ ἀνθρώπων, καὶ παρὰ ποίων ἀγγέλων εἶτοι οἱ δαίμονες καταργοῦνται. legimus apographum ex Bibl. Thuanea. [Cf. I. A. Fabricii Cod. pseudepigr. Vet. Test. I p. 1047 ed. 2 PINDER.]

126, 26. Βασιλειῶν] ita libros Regnorum, quos alii 8 Regum, hic et alibi non semel vocat Zonaras, quomodo etiam plerosque ex Patribus Latinis appellasse notavimus in

Gloss. med. Lat.

130, 5. εἰ δὲ τὸ τὴν ἀνίερον] carpit hoc loco Zonaras Simoniacos suae aetatis apud Graecos mores, cuiusmodi fuisse ea ipsamet tempestate apud Latinos observamus in nova appendice ad Glossarium med. Lat. in v. Praebenda.

147, 19. ἀλλασσομένας στολάς] vetus Bibliorum translatio decem mutatoria vestimentorum. Castalio lautiores vestes convertit: quem ego auctorem secutus sum. vide Gloss. med. Lat. in Mutatorium, et Gloss. med. Graecit. in δ' λάσσειν.

158, 13. καὶ ἔτυχε ταφῆς] illius corpus translatum i zandriam Leone M. imperante, et in ecclesia S. Pauli I rosi depositum. chronicon ms. Genrgii Hamartoli in Leone l καὶ τὸ τοῦ προφήτου Ἐλισσαίου σῶμα μετετέθη ἐν . ἐσνδρεία ἐν τῆ μονῆ τοῦ Παύλου τοῦ Λεπροῦ· λε-

προν γαρ **Ιάσ**ατο, λεπρον έποίησε, και είς τα τοῦ λεπροῦ ετέθη.

191, 12. σπάφενσις Persis usitatum supplicium, illudque prae caeteris acerbissimum ac atrocissimum, ut testatur Eunapius in Maximo p. 105 μικρά γὰρ (ἡ συμφορά) καὶ ἡ Περσῶν λεγομένη σκάφευσις, nam scaphismus, supplicium Persis usitatum, prae tormentis huïc allatis parvum fuerit. hinc σκαφεύειν apud Ctesiam in Persicis p. 11, ubi de Aspamitra qui Xerxem et Darlaeum interfecerat, et apud Plutarchum in Artaxerxe, a quo hausit Zonaras quae habet de huiusce supplicii Persici descriptione, tametsi verbis aliquantum immutatis, ubi de Mithridate qui Cyrum se interfecisse gloriabatur. vide praeterea Baron. ad Martyrol. 28 Iulii, et Antonium Gallonium de Cruciatibus Martyrum p. 12.

193, 15. καὶ ἐξουσίαν λέγει δοθῆναι αὐτῷ] λέγει, seilicet ὁ προφήτης · αὐτῷ, τῷ θηρίφ. nec enim intelligendum ὅτι τὸ θηρίον λέγει ἐαυτῷ δοθῆναι ἐξουσίαν, potestatem sibi esse datam: nam in Daniele hoc tantum

legitur, eique datum est imperium. W.

194, 28. τὰς βίβλους τοῦ Ῥωμαίου Δίωνος] Dionem Cassium Nicaeum intelligit, qui Romanorum historiam conscripsit, et quem Zonaras integrum, non ut hodie exstat maxima sui parte mutilum, vidit et saepe exscribit.

196, 7. ποταμός πυρός είλκεν έκπορευόμενος ξμπροσθεν αὐτοῦ] είλκεν poni videtur ἀντί τοῦ είλεῖτο vel ἐκύ-

μαινε, volvebatur vel undabat. W.

10 225, 2. ἦν αὐτοῖς ἀγορὰ] ex Xenophonte lib. 1. vide Brissonium de Regno Persar. lib. 2 p. 240.

248, 16. καί παριών τὰς τάξεις] malim περιιών vel

ἐπιών. W.

257, 27. προπομπήν] supra [p. 255, 24] εἶτα τοὺς μάγους καλέσας, ὡς δορυαλώτου τῆς πόλεως οὖσης ἀκρ θίνια τοῖς θεοῖς ἐκέλευσεν ἐξελεῖν. Iocus paulo intricati est. ποιήσασθαι προπομπήν εἰς τὰ τεμένη est ire su plicatum ad pulvinaria deorum. sed τὰ τοῖς θεοῖς ἐξ ρημένα τεμένη videntur esse fana de manubiis constructiis forte non aedificia luci diis consecrati intelligantur.

258, 1. οὖτε ὀρφνίνων οὖτε καρυκίνων ίματίων] ὄρφνινον esse colorem nigricantem, qualis sit combustae purpurae, Ioach. Camerarius ex Platone in Timaeo annotat. Philelphus in Xenophonte ferrugineum vertit. Pollux τὰ μέλανα ίματια dicta fuisse ὄρφνινα tradit: unde Hesychio ὀρφνίον et ὀρφνίς, μέλαν ίματιον exponitur. de carycino colore agimus in Gloss. med. Graecit.

270, 19. μυριάδες τετραπόσιαι] quater millies mille, sexcenties mille, vicies octies mille. immensus hic est numerus et fortasse falsus, ex imperitia scriptoris atque oscitantia, qui pro μ 40 posuit ν 400, et pro χιλιάδες μυριάδες. apud Iosephum quidem lib. Antiquit. 11 tantundem legitur: sed Esdrae lib. 3 c. 5 ex conversione Castalionis 11 numerantur 40000 Israelitarum: quibus cum servi ancillae cantores psaltriae adduntur, fiunt 49952. vetus translatio numerat Israelitas 42340, servos et ancillas 7337, cantores et cantatrices 265: qui faciunt 49942. W.

273, 22. ωνομασμένος τω θεω] nominatum deo pro

dedicatum, αφιερωμένος, καθωσιωμένος. W.

280, 6. τῶν ἰδίων πράξεων τὰ ὑπομνήματα] vide Gloss. med. Graecit. in ἀναμνήσεις.

285, 32. Βουπεφάλα Constantinus Manasses p. 170

[versu 1786]

παθάπερ τον 'Αλέξανδρον εππος ο Βουπεφάλας. ita etiam appellatur ab Eustathio Iliad. β p. 309 et aliis.

286, 1. παρακαλπάσας] vide Gloss. med. Graecit. in κάλπη.

290, 30. τον "Ομηρον] Vide Eustathium in Iliad. β p. 239. 296, 21. "Ελληνι φωνή] Wolfius Ελληνίδι mavult, ut infra legitur lib. 4 n. 16, ubi etiam Ελλάδα διάλεπτον dixit, observat Eustathius Iliad. ω Atticos et Dorienses τοῖς πυριωτέροις uti solitos ἀντὶ πτητικῶν, ὡς φασιν οί παλοι, οἶον Ελληνα στρατὸν τὸν Ελληνικὸν, ἄνθρωπον ος ἀντὶ τοῦ ἀνθρώπινον, Ελλάδα διάλεπτον, δοῦλον ος etc.

299, 8. τριάποντα πρὸς δυσί] Arrianus in lib. rer. car. scribit patere Gangem, qua maxime angustus est, centum stadia.

12

300, 7.  $\ell \lambda \pi l \zeta \epsilon \sigma \vartheta \alpha \iota$  vide Gloss. med. Graecit. in hac voce.

306, 22. Θανόντος δὲ ᾿Αλεξάνδοου] Hanc post Alexandri obitum provinciarum direptionem ex Satyro, veteri scriptore, ut et Ptolemaeorum genealogiam, attigit prae caeteris Eudocia Augusta, Diogenis Romani imp. uxor, in Ioniis; ex quibus, quia inedita, haud ingratum forte lectori videbitur, si qualiacunque sunt hoc loco describantur. [Leguntur haec in Villoisoni Anecd. Gr. vol. I p. 366—368.]

307, 1. τῶν δὲ λοιπῶν οἱ ποῦνεγοαμμένοι] scilicet Seleucus, Ptolemaeus, Antigonus, Antipater, Aridaeus, Perdicas, de quibus supra [p. 193, 22].

307. 21. ος τάς τε γραφάς τὰς Έβραϊκὰς] In his sacris libris a LXX conversis Danielis librum Visionum exstitisse fingunt Graeci, de quo sequentia ex codice ms bibliothecae Regiae exscripsimus. Πτολεμαΐος ὁ Φιλάδελφος ό βασιλεύς Αλγύπτου ὑπῆρχε βασιλεύσας ἔτη λη'. ἐν τῆ αύτοῦ βασιλεία ούτος Έβραίους καταδουλωσάμενος είς την Έλληνίδα μεταβαλείν ηνάγκαζε φωνήν έκ τῆς Έβραζτιδος πάσας τὰς θείας γραφάς. και ποιούντες την ξομηνείαν ανδρες ο΄ εν σοφία παρά τοῖς Εβραίοις επαινούμενοι. εν τούτοις απασιν ήν καὶ ή βίβλος ήδε Δανιήλ του προφήτου οπτασιών, υπάρχουσα βίβλος θαυμαστή καὶ ἔγκοιτος, τὰ ἐπερχόμενα ἀναγγέλλουσα μέχρι της συντελείας τοῦ κόσμου κατά τύχην τῶν συμβαινόντων αίθερίων τεράτων. εν δε ταῖς ἡμέραις Κώνστα τοῦ βασιλέως Κων-13 σταντινουπόλεως, έγγόνου δὲ Ἡρακλείου, Μααβίας ὁ τῶν Αράβων άρχηγὸς μετὰ δυνάμεως πλείστης έξελθών κατηλθε μέχοι και της 'Ρόδου την γην των 'Ρωμαίων ληίζων. δς και ταύτην κατέστρεψε και πάσαν την παραλίαν ταύτης έλεηλάτει. δ δε βασιλεύς ταῦτα ἀκούσας λαὸν συναθροίσας ήλθεν είς Φοίνικα καί [corr. Φοινίκην κατά] τούτον τὸν Μαβίαν ἀντιπαρατάξασθαι. καὶ πόλεμον συι άψας ήττῶνται Ρωμαῖοι, δ δὲ αὐτὸς Κώνστας μόλις δια σωθείς ὑπέστρεψεν ἐν τῆ πύλει μετ' αίσχύνης. ὁ δὲ Μο βίας επαρθείς τη νίκη επήρθη, κατεδαφίσας την περ γωρον μέχρι και αὐτῆς τῆς Κωνσταντινουπόλεως. ος κ την βίβλον ταύτην έντυχών, και τα γεγραμμένα θαυμάσι

δούς τοῖς "Αραψιν μετέφρασεν τῆ ίδια διαλέκτω, μείνας 
έν τούτοις μέχρι καὶ τὴν σήμερον. ἐν δὲ τῷ ςψυγ΄ ἔτει 
(Chr. 1145) ἐντυχών τήνδε 'Αλέξιός τις ἀπὸ Βυζαντίων 
δοῦλος αἰχμητὸς [corr. αἰχμάλωτος] ὑπάρχων βασιλεῦσιν 
'Λράβων, τὰς γραφὰς καὶ τὴν διάλεκτον ἄμφω γινώσκων, 
καὶ τὴν διήγησιν ἀναγνοὺς, ἐπόθησε τοῦ φράσαι ταύτην 
'Ρωμαίαν, καθὼς ὑπόκειται, συμμαρτυροῦντα καὶ συμφωνοῦντα \* αἴγλων τὴν τῶν 'Αράβων πεζικὴν γλῶτταν. ὡς 
καὶ εὕχησε τοῦ διορηθὴναι αὐτῷ παρὰ θεοῦ προθυμίας 
τοῦ εἰς τέλος ταύτην ἐξάγειν etc. [Cf. I. A. Fabricii Cod. 
pseudepigr. Vet. Test. I p. 1136 ed. 2. PIND.]

310, 17. 'Αντιόχου τοῦ μεγάλου] Cuius res gestas et pugnam cum Galatis ab eo commissam, cum eius equitatum cum elephantis profligarunt, ut est in Ioniis mss Eudociae Augustae et apud Suidam.

352, 28. ἀνηρέθη δ' ἂν ὑπὸ Κασσίου ὁ Μάλιχος] losephus lib. 14 τὰ δὲ Μαλίχω κακοήθως πρὸς αὐτὸν διακειμένω, τὰ δ' ἄλλοις προσέταξεν είσπράττεσθαι, pecuniam partim Malicho, a quo insidiae ei struebantur, partim aliis exigendam mandavit. noster auctor (si nihil deest) ex abrupto hanc clausulam nescio quo pacto inseruit, ut nou intelligatur cur Malicho iratus fuerit Cassius. sed ex losepho apparet pecuniam segnius exactam causam fuisse iracundiae. W.

353, 2. Μάρκος δ' ἐν τῆ Συρία στρατηγῶν] quis Marcus? Antonius an Brutus an alius? Iosephus etiam tantum praenomen hoc ponit. W.

388, 30. ἐν παράπλω τῷ Κιλικία προσχόντας [προσσχόντας] Iosephus ἐν παράπλω μὲν Ἐλούσης τῆς Κιλικίας προσχόντας. ubi τὸ μὲν Ἐλούσης depravatum esse apparet. Gelenius vertit, ut inter navigandum appellerent ad Eleusam idum Ciliciae. W. [Hudsonus et Havercampus Ἐλεούση.]

400, 22. οὐδὲ ἀποτετραμμένοις πεχρῆσθαι ἀπαναινόνος] Iosephus habet ὁπόσα ἀρωγὰ ὑπαγορεύσειαν χρῆτι ἀποτετραμμένος. quae medici profutura dicerent, ab nm usu non abhorrebat. Zonarae verba mendosa videnἀποτετραμμένος et ἀπαναινόμενος idem fere significant: sed si lectio non fallit, ἀποτετραμμένοις posuit pro ἀπειρημένοις, remediis interdictis. W.

## AD VOLUMEN II.

15 8, 15. τοῦ ἀρχιερέως ἰώας [Ἰωαζάρου]] postremus Archelai pontifex Ἰησοῦς τοῦ Σίε supra dicitur. W.

9, 15. καὶ ἡ τῶν νόμων αὐτοῖς οὐ παρατηρεῖται παράβασις] fortasse νομίμων παράδοσις, rituum traditiones non observant. Iosephus habet φυλακῆς δὲ οὐδαμῶν τινων μεταποίησις αὐτοῖς ἢ τῶν νόμων. W.

16, 15. Θύβοιν Sic mss omnes cum & Tiberim ef-

ferunt. Claudianus lib. 2 in Eutropium

ni memor imperii Stilico morumque priorum turpe relegasset defenso a Thybride nomen, servatamque novo servasset crimine Romam.

Paeanius in metaphrasi Eutropii lib. 1 πρὸς ταῖς τοῦ Θύμβριδος ἐμβολαῖς.

20, 13. αὖτη γοῦν ἡ Κύπρος Vide observata a Sca-

ligero ad Eusebium p. 162. sec. edit.

91, 18. πουπουλαρία κέκληται ή δημοτική ἀγωγή] Miror doctum interpretem ignorasse vocis ἀγωγή notionem hoc loco, ubi educationem vertit, cum sit actio popularis, ac proinde vox Iurisconsultorum. Glossae Basilic. ποπουλαρία, δημοτική πόπουλος, δ δημος. Sunt autem Actiones populares, quae suum ius populo tuentur, ut ait Paulus in I. 1. D. de Populari act.

91, 20. βουλευτάς Πατρικίους ονομάσας αὐτοὺς] Livius aliter: Patres certe ab honore. Patriciique progenies eorum

appellati.

110, 7. τὸ γράμμα δὲ δο Scribit Zonaras, ex Dione, Patricios Romanos, quo a caetera plebe dignoscerentur, cal16 ceos corrigiarum implexione, et forma litterae δο insignitos induisse: quae quidem, inquit, centenarium numerum significaret, totidem enim erant Patricii, vel quod sit prima littera Romani nominis: quae quidem minime hic cohaerent. Nam Patriciorum lunati erant, quos vocabant, calcei, quibus scilicet assuta erat lunula, quod pridem docuere Rosinus, Dempsterus, Salmasius ad Pollionem, et ad Inscriptionem

Herodis, Benedictus Balduinus in Calceo antiquo, et alii criticorum filii: quae quidem lunula formam refert characteris Latini C. quo centenarius numerus effingi solet, ita ut Patriciorum centenarium numerum in calceis adumbrare potu-At quod Zonaras de littera po hic commentatur, prorsus absurdum est, quod alii notarunt, cum nusquam e littera Graeca calceis Patriciorum adficta fuerit, neque primum vocis Romae elementum retulerit. Unde iure idem Balduinus cap. 9 quod hic de littera o habetur, superfluum glossema, et a quodam Graeculo in textum Zonarae immissum esse arbitratur: nisi ipsemet Zonaras, non intellecto, quem exscribebat, Dione, erraverit; quod licet existimare, cum id ipsum praeferant codices omnes mss. Scripserat nempe Dio litteram C in Patriciorum calceis centenarium effingere (quod scribit Isidorus 19, 14) addideratque idem valere quod δω apud Graecos; quemadmodum Ioannes Gazensis in libro Περί αρχαιολογίας ait Numam Regem έν τοῖς ὑποδήμασι 'Ρωμαίων των Πατρικίων τυπούσθαι το 'Ρωμαϊκόν κάππα, ο παρά τοῖς Ελλησίν ἐστι δώ, etc. num κάππα est C Latinum, eundemque numerum refert quod ρ apud Graecos. cod. reg. 2431. fol. 212 περί τοῦ άξιώματος του ἐπάργου ὁ ἔπαργος παρά Ρωμαίοις καὶ ίερευς ήν, και πρώτος της βουλης, έπει ουν βουλευταί ήσαν έκατόν ούτος δε δ άριθμός διά του κάππα του Ρωμαϊκοῦ γαρακτηρίζεται τούτου χάριν το κάππα σγήμα φέρει αὐτῶν ὑπόδημα, ἐξ οὖ ὀνομάζεται καππάγιον, οἶον ούτος έστιν ο πρώτος των έκατον της βουλής. Adde Suidam in v. γλαμύς.

113, 27. Κωδύας] V. Valesium ad Harpocrat. p. 301. 124, 19. Ποστούμιος Τούβερτος] Livius lib. 2. [c. 16]

M. Valerio P. Postumium adiungit. W.

130, 11. εν' εξεν αὐτοῖς κατὰ συμμορίαν βοηθοί] Ut ε' quiae classes suos patronos haberent, sequitur numerum bunorum ad decem esse auctum: classes autem a Servio lio institutae fuerunt sex. W.

136, 12. στρατηγον ετερον] Sic reposuimus ex duobūs is mss. ubi Wolfius, alter reg. et Colbert. το τρίτον Μάλιον είλετο. Ubi obiter observandum apud Zona-

ram, cum de rebus Romanis agit, Consules, ut hoc loco, στρατηγούς appellari, et στρατηγήσαι pro Consulatum inire, usurpari. Quod ex hisce verbis in hac sectione descriptis vel colligitur: ἄμφω τοὺς ὑπάτους, ἢ στρατηγούς. Consules enim postmodum dici coepcre, qui antea praetores vocabantur, ut ex Dione c. 19 scribit Zonaras: τότε γάρ λέγεται πρώτον ύπάτους αύτούς προσαγορευθήναι, στρατηνούς καλουμένους πρότερον.

138, 16. οίον νῦν πολλοί περί τὰ βασίλεια] Nobilium 17 Palatinorum suae aetatis mores hic carpit Zonaras, qui capillos nutriebant, et cincinnati haberi volebant, cum caeteri e Graecis capillos raderent.

140, 24. Λούκιόν τινα Σίκιον ] Hinc emendandus Ammianus Marcellinus lib. 25 qui Sicinium vocat: Sicinium Dentatum adiiciat, ornatum militarium multitudine coronarum. Siccium etiam vocat Dion. Halicarnasseus.

149, 2. δρομοκήρυξι ] Tabellariis, ut 9, 8. [p. 273,

13. V. Valesium ad Harpocrat. p. 272.

150, 8. παϊδας η συγγενείς V. Valesium ad Nicol. Damascen. Exc. p. 71.

150, 19. κώδων V. Valesium ad Harpocrat.

νυμφαΐον ] Claud. Salmasius ad Capitolinum p. 267 existimat recentiores Graecos νυμφαΐα vocasse odeos, seu triclinia, in quibus saltarent et choreis vacarent qui nuptias celebrabant, indeque νυμφεώνα, οἶκον ἐν ιδ αί νύμφαι, Suidam definire. Sed secus se rem habere docemus in nostra Constantinopoli lib. 1.

174, 23. πηλιδώσαι V. Gloss. med. Lat. in Cenitus.

181, 2. πατηλόων] V. Valesium ad Harpocrat. p. 232. 188, 27. πρανιτά] Hos esse montes prope Tibur putat Ortelius, quos Dionysius lib. 1. corniclos seu corniculos vocat, de quibus sat multa habet Cluverius lib. 2. Italiae antiquae p. 661 qui de Cranitis Zonarae siluit.

190, 14. αὐτοῖς δίφρον] Huc spectant ista Marcellini 1. 23 extr. Nam quod supersedere solio damnäti ob iniquitatem iudicis alius cogebatur, aut finxit vetustas, aut olim consuetudo cessavit.

228, 13. Σαρδιαίων Valesius ad Dionis Excerpta, 'Ag-18

dialwo legendum observat ex Strabone 1. 7, Appiano in

Illyrico, et Stephano.

229, 15. Aluov] Asteriscum apposuit Wolfius, quod fluvius huiusce nominis non occurrat apud Geographos. Cum vero dicat Zonaras Illyricum intra Haemum fluvium et Istrum usque ad Pontum Euxinum contineri, videtur intellexisse aut Dravum aut Savum fluvios. [Recte Alvov Pinderus.]

232, 11. ἐπ' Ἰστρου] ἐπ' Ἰστρους reponendum ex Eutropio l. 3 et aliis observat Valesius ad Ioannem Antioch. qui Ἰστριανοῖς habet. Ita Dio l. 38 p. 64 ἡττήθη (πρός) τῆ τῶν Ἰστριανῶν πόλει πρὸς τῶν Σκυθῶν τῶν Βασταρ-

νών, ubi interpres, ad Istrorum urbem.

261, 19. όθεν ἡ γερουσία] Ammianus l. 14 et dotatur ex aerario filia Scipionis, cum nobilitas florem adultae virginis, diuturnam absentiam erubesceret patris. V. Valerium Max. 4, 4· Id hausit a Dione Zonaras, quod siluit Titus Livius.

280, 8. τον Ίνδίβιλιν] Ita Livio, quem 'Ανδοβάλη

Polybius.

287, 1. Σοφωνίς] Ita mss., quam Σοφόνβα Excerpta

Diodori p. 289, alii Sophonisbam vocant.

292, 29. 'Αφρική γὰρ] Eunapius in Maximo: καί τις τῶν ἐκ Λιβύης, ἡν 'Αφρικήν καλοῦσι 'Ρωμαΐοι κατὰ τὸ πάτριον τῆς γλώττης.

321, 36. ὁ δὲ τῆς Αἰγύπτου πρατῶν] Vide Valesium 19

ad Diodori Excerpta p. 50.

328, 18. Μαστανάβου] Ita reposuimus ex codicibus, quomodo appellatur ab Appiano. Wolfius Μαστανάμου ediderat: quem errorem viderat Valesius ad Polybii Excerpta.

331, 24. Ίππῶνα Quam ἐππακρίτας Polybius vocat.

Vide Valesium ad Diodori Excerpta p. 45.

338, 8. πατρός δέ Vide notata ab Valesio ad Excer-

pta Polybii p. 32.

338, 32. τὰ μὲν οὖν μέχρι τοῦδε πεπραγμένα Ῥωμαίοις] Omissa est a Zonara historia belli Lusitanici contra Viriathum gesti: item Numantinum, Asiaticum contra Aristonicum, praeterea Allobrogicum, Thracicum: adhaec Iugurthi-

num in Africa, in Italia Galliaque Cimbricum, Teutonicum, et Tigurinum. Omisit etiam descriptionem tumultuum intestinorum, qui ab istis temporibus Romam labefactaverunt, seditionem scilicet Tiberii Gracchi, ac post eam Caii fratris: deinde Apulei Saturnini, tum bellum Romanorum adversus socios qui defectionem per Italiam fecerant: bellum contra servos, contra Spartacum; ac postremo Marii et Syllae civilia bella, atque alia annis circiter 60 gesta. W.

366, 5. οὖτε πῦς ἐμβαλόντος τῷ στόλῳ] Incertum utrum Καίσαρος an ᾿Αχιλλᾶ; sed Plutarchus scrupulum tollit in vita Caesaris, his verbis: δεύτερον δὲ περικοπτόμενος τὸν στόλον, ἡναγκάσθη διὰ πυρὸς ἀπώσασθαι τὸν

κίνδυνον. W.

367, 9. καὶ γαρ σύ μοι ἐφθόνησας τῆς σωτηρίας] Plerique, ait Wolfius, interpretantur, Tu mihi salutem tuam invidisti. Sed cum Plutarchus scribat obscurum fuisse cur Caesar Catonis interitum doluerit, et ἐφθόνησάς μοι τῆς 20 σωτηρίας, etiam intelligi possit, Catonem non dignitatem tantum, sed salutem etiam Caesaris oppugnasse (neque enim additur, τῆς σωτηρίας σου, et ἐμαυτοῦ aeque subintelligi potest, ne sententia quidem repugnante) malui, subdit ille, particulam (tuam) omittere, ut in Latino etiam sermone ambigua esset sententia, utrum Caesar clementiae laudem ex conservatione Catonis captare, an vero suam in eo explere iracundiam voluerit, si eum in potestatem redegisset.

369, 11. καὶ τούτου δὶς γεγονότος ἡ πεῖφα ἐξηλέγχετο] Converti *Ita bis populi animos expertus surrexit.* Sed τὸ τὴν πεῖφαν ἐξελέγχεσθαι intelligi potest, vel animadversum esse Caesarem periclitari voluisse populum, utrum aequis animis regium ornatum laturus esset: vel, Caesarem animadvertisse, conatum suum esse irritum, populo a Regia

pompa abhorrente. W.

372, 10. τὴν τύχην αὐτοῦ ὀμνύναι] Per forturam Caesaris, Wolfius vertit: melius forte per genium, de l formula consulendus prae ceteris Io. Bapt. Hansenius in de Iureiurando cap. 15.

i

)

375, 28. παρά τοῦ Διὸς μαστιζόμενον] Sic mss. Wolfius: Suetonius puerum facie liberali demissum c

catena aurea, ad fores Capitolii constitisse, eique Iovem flagellum tradidisse: hinc suspicor legendum non μαστιζόμενον, sed μάστιγα έγχειριζόμενον, nisi forte μαστίζειν id ei sianificet.

376, 16. δημαρχήσαι μεν επεχείρησεν] Ita mss. at Wolfius legendum censebat δημηγορήσαι. Sequitur enim,

είς τον δημον είσαχθείς έδημηγόρησέ τε, etc.

388, 4. καίτοι της ἀρχης ὕστερον ὑπὸ τοῦ Καίσαρος στερηθείς] Ubi Wolfius: Supra commemoravit Sextum Pompeium a Caesare Consule proscriptum esse. Aut igitur πρότερον legendum pro ὕστερον, aut scriptori danda veniä της ἀταξίας, quam aliquando varietatis et attentionis affectant. Idem porro repetit infra c. 21 ὁ γὰρ Σέξτος της ἀρχης, ης είχεν, ὑπὸ τοῦ Καίσαρος πρώην παραλυθείς, etc.

388, 26. χρηστήν] Non desunt qui χρυσήν reponendum putant. Zonaras ait Commodum praecepisse τὸν αἰσῶνα τὸν κατ' αὐτὸν ἀπ' αὐτοῦ χρυσοῦν ὀνομάζεσθαι.

392, 8. Ξάνθον] Vide praeter Dionem l. 47 et alios Romanae Historiae scriptores, Philonem in lib. ὅτι πᾶς σπου-δαῖος. etc. p. 605. edit. Turnebi.

άλλ' ἀνὰ δύο] Vide Henr. Valesii Epistolam de LXX. Interpretum versione, subditam Eusebii Historiae Ecclesia-

sticae.

397, 12. καὶ πατρόθεν] Ita apud nostros in clamore militari copiarum duces nomen suum inclamare solitos docuimus in Dissertat. ad loinvillam.

398, 6. ὧ τλάμον] Hos versus paulo aliter citat Dion

editus 1 47 extr.

ω τλήμον άφετη, λόγος ἄφ΄ ήσθ' έγω δέ σε ώς ἔφγον ήσκουν συ δ' ἄφ' ἐδούζευες τύχη.
Vide Plutarchum de Superstitione sub initium.

419, 28. ἔδησεν αὐτὸν ἁλύσεσιν ἀργυραῖς] Alter cod. 21 olfii: ἔδησεν αὐτὸν ἁλύσεσι σιδηραῖς ἢ ἀληθέστερον ἀρραῖς. Quae quidem de perfida Antonii liberalitate interetari licet.

423, 12. τους δε νυν βασιλεῖς Ῥωμαίων] Hic porro pit Zonaras Imperatores et Graecos sui aevi, qui dimisso

patrio vestitu, barbarico seu extraneo uti amabant. Scribit Nicephorus Gregoras 1. 2 Ioannem Vatatzem Imp. cum videret Romanas divitias in peregrinas et sumptuosas vestes, Sericas, Assyrias, Babylonias, atque Italicas, vario ac solerti artificio confectas effundi, edicto sanxisse ne quis subditorum iis uteretur, sed iis contenti essent, quas Romanae provinciae praeberent. Idem 1. 11 extr. eum etiam morem invaluisse tradit sub Andronico Palaeologo iuniore, ut omnes simul, et adolescentes et senes, pileis uterentur, non minus in Palatio quam in agris, iisque ad libitum multiformibus et peregrinis; cum Latinis alii, alii Mysiis et Triballicis, alii Syriis et Phoeniciis uterentur, atque id denique in vestibus observasse, adeo ut prudentiores novitatem aliquam et Imperii destructionem, sed et institutorum finem ac morum inde male ominarentur.

445, 17. ἀναγνῶναι] Huc referri potest qui apud nostros adhuc obtinet mos, quo Regum edicta, priusquam vim habeant, ad Senatum Parlamentarium mitti solent ut probentur, ac deinde in acta referantur: quod si quidpiam in iis occurrat cui sententiam suam non accommodet, de eo Princeps admonetur ac rogatur.

447, 9.  $l\lambda\alpha\rho\chi\acute{o}\nu$  te  $\phi\nu k\eta\acute{s}$ ] Praefectum tribus vertit Wolfius: Sevirum turmis equitum vertere debuisse contendit Valesius ad Excerpta Dionis ex Capitolino in Marco: Consulem Serum Pius Marcum designavit, et Caesaris appellatione donavit, et Sevirum turmis equitum Rom. iam Consulem designatum creavit. Ubi, inquit, Sevir nomen officii videtur fuisse, cui et ludorum Seviralium cura competebat, teste eodem Capitolino.

#### AD VOL. III.

21, 2. πρατήρα καὶ θύρσον φέρειν] Cum Dionysium seu Bacchum se diceret. Eustathius II. 1 ἔτι δὲ καὶ τὴν (ἀπόνοιαν) τοῦ αὐτοκράτορος Γαΐου τοῦ καὶ Καλλιγι φασὶ προσαγυρευθέντος διὰ τὸ ἐν στρατοπέδω γεννηθ ναι· οὖτος μὲν γὰρ ὑπερφρονήσας ὡς εἰκὸς ἐπὶ κάλλ νέος τε Διονύσιος ἐκαλεῖτο, καὶ Διονυσιακὴν πᾶσαν ι δύνωυ στολὴν ἐδίκαζεν.

22, 2. εἰς οἰπεῖον ἱερὸν] Quod hausit Zonaras a Philone in Legat. ad Gaium p. 731. edit. Turnebi [immo ex Eusebio, Philonem describente]: τὸν δὲ ἐν Ἱεροπόλει νεών, ος λοιπὸς ἡν ἄψαυστος, ἀσυλίας ἡξιωμένος τῆς πάσης, μεθηρμόζετο καὶ μετεσχημάτιζεν εἰς οἰπεῖον ἱερὸν, Ενα Διὸς Ἐπιφανοῦς νέου χρηματίζη Γαΐου. Quippe Ἱερόπολιν Hierusalem vocat in lib. contra Flaccum p. 667 et in lib. περὶ ὀνείρων ait Θεοῦ πόλιν ab Hebraeis appellari.

22, 12. Εὐσέβιος] Vide quae de morte Pilati scribit loannes Antiochenus p. 809 etc. et commentarium apocryphum, qui de eiusdem morte inscribitur in cod. Colberteo et in

aliis S. Ioannis Theologi falso nomen praesert.

24, 12.  $\Lambda\iota\beta\iota\alpha\varsigma$ ] Recte quidem: nam Tiberii Claudii Neronis uxor fuit Livia Drusilla. Verum mss. omnes ut et in- 22 fra p. 185 et 190  $Iou\lambda\iota\alpha\nu$  perperam praeserunt: nec scio an ex ingenio Wolfius  $\Lambda\iota\beta\iota\alpha\varsigma$  reposuerit: certe eundem errorem errat Constantinus Manasses [1788]:

Γυνή τις έπαφρόδιτος συνέζευπτο γαμέτη, Νέρων έκείνης ήν ανήρ, εκείνη δε Ιουλία.

30, 6. δούλους νοσοῦντας] Vide Gloss. med. Lat. in V. Manumissio, sub finem.

41, 9. Oὐlνδιξ] Qui Blνδιξ Dioni lib. 63. p. 725.

42, 10. στρατόπεδον] Stationem militum vocal Suetonius, scilicet Praetorianorum, qui circa Palatium Imperatoris excubabant. Ita infra hanc vocem usurpat in Pertinace et alibi. Vide Gloss. med. Graecit.

42, 27. προσιόντας αὐτοὺς αἰσθόμενος] Ita etiam Dio: Sylburgius apud utrumque προϊόντας legendum censet. Ibid.

lin. seq. nal σφας absunt a Dione.

43, 1. ω Zευ Iambus erit, ait Sylburgius, si legamus, ω Zευ θεοί θ' οίος τεχνίτης ὅλλυμαι. Sed apud Suetonium absque metro est.

46, 2. lππεψς] Dio seu Xiphilinus, lππεψς τε, ubi Syl-

gius emendat εππεύς τις.

48, 3. δύω μυριάδας μυριάδων καὶ χιλίας πεντακο:] Wolfius legendum putabat δισχιλίας, ut ea summa letur, quam Tacitus Histor. 2, 93 ponit [δισχιλίας Xiinus].

51, 24.  $K \epsilon \lambda \tau \delta \varsigma$  Ita duo mss. At interpres in altero ex iis quibus usus est codice  $K \epsilon \lambda \epsilon \tau \delta \varsigma$  legi monet, quasi esset nomen proprium non nationis, sed viri.

54, 6. πλην του Μουσωνίου] Vide Scaligerum ad Eu-

sebium p. 201. 2. edit.

55, 16. δοθέντα] Xiphilinus, seu Dio, inde emendandus, qui βεβαιωθέντα habet, ex Sueton. Beneficia a superioribus concessa principibus, etc.

55, 30. ὄφος τὸ Βέσβιον] Ita Dioni appellatur: Con-

stantino l. 2 de Themat. cap. 11 Ουεσούβιος.

57, 7. 'Ανεγκήτω] Ita etiam tres mss. quem nostri vulgo Anacletum vocant, quasi istius Pontificis Romani nomen affectatione quadam efferendum crediderit Zonaras. Sic porro scriptos Eusebii codices praeferre monet Valesius ad lib. 3. cap. 13.

59, 8. Νασαμῶνας] Vide Scaligerum ad Eusebium p.

203. 2. edit.

64, 15.  $\alpha \delta \epsilon \lambda \varphi \iota \delta \tilde{\eta} \nu$ ] Vide Cuiacium Observ. 8, 28.

67, 14. Ρωμαίων ὁπήποος γέγονε] Addit Lactantius in lib. de mortihus persecutor. n. 23 Traianum Dacis assidue rebellantibus censum poenae gratia victorem imposuisse.

70, 11. Σελινούντα] Vide Cuiacium Observ. 27, 3.

23 71, 21. Τατιανός] Corrupte apud Xiphilinum 'Aττιανός. Tacianus apud Vopiscum, tametsi id nominis varie efferri in codd. mss. observet Casaubonus.

71, 23. προσγενή Adrianum Consobrinum Traiani fuisse

scribit Spartianus.

72, 11. ταῖς δὲ σῖτον καὶ ἔργα καὶ χρήματα καὶ τιμὰς δοὺς] Wolfius ἔργα munera vertit: malim opera, ut publica intelligantur, quae civitatum utilitati construenda curabat Traianus.

72, 28. συνδικάζουσι] συνδικάζειν dicebantur duo Consules, qui una iudiciis praeerant, quibus intererat Adrianus.

73, 4. τοῖς ὄφλουσι] Spartianus: ad colligendam autem gratiam nihil praetermittens, infinitam pecuniam quae fisco debebatur, privatis debitoribus — remisit. Id porto tum actum innuit Zonaras, cum Romam venit, quod hausit ex Dione.

73, 23. 'Αδριανοῦ δήρας] Spartianus: oppidum Adrianotheras in quodam loco, quod illic et feliciter esset venatus, et ursam occidisset aliquando, constituit.

73, 24. Πομπηίου] De Pompeii M. tumulo v. Salmasium

ad Spartian. in Adriano.

- 75, 12. Σενηφιανός] Servianum sororis virum nonagesimum iam annum agentem, ne sibi superviveret, mori coegit. Quasi scilicet affectatorem imperii, uti narrat Spartianus.
- 76, 1. Σίμιλις] Σίμιλος Symeoni Logothetae in Chron. mss. et Cedreno, qui Latinis Similis.

76, 16. βιούς μὲν ἔτη τόσα] V. Gloss. med. Graecit. in τόσος.

76, 3. "Avvivov Bñoov] Ita etiam Xiphilinus, sed legendum "Avviov censet Sylburgius, quem consule p. 992.

79, 17. ἐν ἀπορία ἀργυρίων] Ita reposuimus ex codd. cum Wolfius ἀργυρίου edidisset, qui ita ex ingenio emendavit, ut et infra pro ἀθρυίσας ἀργύρια, ἀργύριον reponendum censet. Certe infra in Didio Iuliauo ἀργύριον numero singulari pro pecunia usurpat Zonaras.

80, 16. ναός] De Templo Cyziceno consulendus Leo

Allatius ad Philonem de 7 orbis Miraculis.

81, 9. καὶ πρὸς τὸν εὐσεβῆ 'Αντωνῖνον] Sic etiam Eusebius 4, 13, sed D. Marco reponendum contendit Valesius. Hunc consule.

81, 17. φιλοσόφου] Ita in Zonarae ms. marginibus et in Capitolini libris veteribus scribitur, tametsi, inquit Casaubonus, *Philosophi* appellatio inter M. Antonini titulos nullibi occurrat, seu in veteribus inscriptionibus seu in nummis, adeo ut recentiorum scriptorum inventum sit: licet philosophiae potissimum studium impendisse tradant scriptores. Ioannes Antiochenus: ἐπήνει δὲ τῶν φιλοσόφων ἀπὸ τοῦν ὅτοᾶς, καὶ ἦν ἄφα ἐκείνων μιμητής, οὐ μόνον κατὰ ν τῶν διαιτημάτων ἐπιτήδευσιν, ἀλλὰ κατὰ τὴν τῶν δημάτων σύλληψιν.

83, 28. περαυνοβόλον] Legionis XII Fulminatricis non <sup>24</sup> el habetur mentio in veteribus inscriptionibus apud Gru-

85, 16. αὐτοκράτως τὸ δέκατον] Ita infra in Commodo: αὐτοκράτως τὸ ὄγδοον. Toties quippe Imperatores acclamabantur, quoties hostes vicerant aut certe expeditiones bellicas susceperant.

86, 30. ἀπέκτεινεν] Domesticas Commodi caedes diversi generis, quas separatim exposuerat Dio, unde sua hausit

Zonaras, Xiphilinus in unam periodum congessit.

- 87, 6. Κλαύδιος Πομπηιανός] Hunc Quintianum vocat Ammianus 1. 29 de Commodo: adeo ut post intestina pericula multa et varia, alter in amphitheatrali cavea, cum adfuturus spectaculis introiret, a Quintiano Senatore, inlicitae cupidinis homine, ad debilitatem pene pugione vulneraretur. Ita etiam hunc vocat Herodianus. At Lampridius et Xiphilinus Pompeianum cum Zonara nominant. V. Valesium ad Marcellin.
- 88, 22. βουλείας] Senatum vertit interpres: malim Senatorias dignitates, atque ita reposui, quod et quae mox sequuntur satis suadent, καὶ τινὲς πάντων ὧν εἶχον τὸ βουλευταὶ γενέσθαι ἐπρίαντο.
- 90, 1. 'Αμαζόνιος] Ex Dione hausit Zonaras, cuius mensium Commodianorum ordinem et significationem pluribus expendit Salmasius sd Lampridium p. 119.
- 95, 14. Μεδιόλανα] Ita infra semel ac iterum et Symeon Logotheta in Chron. ms. Dio et Xiphilinus Μεδιόλανον. Mediolanus apud Marium Aventicensem. Balsamon ad Can. 61 Concilii Carthag. παρὰ τῶν Μεδιολάνων. V. Scaliger. ad Eusebium p. 233.
- 95, 21. ὅμως πολλῶν ὑπεσχημένων τοῖς στρατιώταις παρὰ τοῦ Ἰουλιανοῦ ἐκεῖνον προετιμήσαντο] Quae verba sic expressit interpres: Iulianus, quamvis ab altero magna pecunia promissa, est praelatus. Immo horum sensus est, uti edi curavimus, multa pecunia a Iuliano militibus primissa, eundem praelatum, quod et diserte ait Dio, et ex Xiphilinus, a quo sua hausit Zonaras: qui scribit in hac I perii auctione, ducentis in singulos milites aureis a Sulciano promissis alteros quinquaginta adiecisse Iulianum.

101, 18. ὁ μὲν γὰρ etc.] Quippe cum Albino pron

sam Caesaris dignitatem negaret, tum is Imperatorem sese appellavit.

101, 26. ώς ὑπὸ χορολέκτη] Dio ἄσπερ τις ἀκριβῶς χορὸς δεδιδαγμένος. Occurrit haec vox apud Pollucem.

104, 1. ἔθνος] Provinciam. V. Gloss. med. Graecitat. 109, 15. τῶν Ἑξαπλῶν] V. Valesium ad Eusebii Hist. 25 6, 16, ubi observat praeterea quae sequuntur ex eodem Eusebio descripsisse Zonaram.

114, 15. Μαῦρος τυγχάνων ἐκ Σιπελίας] Ita in quibusdam Dionis Excerptis mss. legi annotat Casaubonus. Xiphilinus ἀπὸ Σιπελίας Καισαρείας habet. V. conjecturam

eiusdem Casauboni ad Macrinum Capitolini.

Contraction of

127, 12. Πομπηϊανον] Maximo et Albino Publium successisse scribit auctor Chronici Alexandrini, huicque Gordianum seniorem: is autem Publius Maximus Balbinus Pupienus vocabatur, quem eundem esse cum Pompeiano Zonarae putat Casaubonus. Is vero, Pompeianus Civica, consul fuit cum Gordiano secundum, cuius consulatus mentio est in veteri inscriptione nuper edita a Thoma Reinesio:

Θ. K.
ANTΩNEIA M&CA
KAI M. ANTΩNEINOC
AΔΚΜΑΝ ΦΙΛΟCΟΦ.
CTOIK. ANEΘ.
Π. Τ.
ΑΤΤ. ΚΑΙC. Μ. ΑΝΤΩΝΙΩ
ΓΟΡΔΙΑΝΩ ΤΕ (scrib, B.)
ΚΑΙ ΠΟΜΙΗΑΝΩ
ΚΙΟΤΙΚΑ ΚΟC.

Huius Pompeiani gentilis fuit Sextus Vetulenus Civica Pompeianus consul cum L. Caionio Commodo an. u. c. 888.

130, 15. Μάρχον] Marci et Severi Hostiliani Imperii memoria uni Zonarae debetur, ut pridem observatum a viris is. Posteriorem Stylianum perperam vertit Wolfius, dia voce δ. Corrupte etiam Ιουστιλιανός appellatur Cedrenum [vol. 1 p. 451 ed. Bonn.], qui Marci parimeminit, sed in annis utriusque imperii mirum in mopeccat. [De Severo Hostiliano v. Eckhel. Doctr. num. 7 p. 351. PIND.]

131, 13.  $E\dot{v}\gamma \epsilon \nu l\alpha \varsigma$  V. Casaubonum ad Hist. Augustam p. 201. edit. sec.

131, 21. Maçivos] Istius Marini praeter Zonaram meminit etiam Zosimus [p. 23 ed. Bonn.]; cuius caeterum vix alibi mentio occurrit. [De nummis Philippopoli Thraciae signatis, quibus inscriptum OES MAPINS, v. Eckhel. Doctr. num. vol. 7 p. 373. PIND.]

132, 15. Φιλιππούπολιν ονομάσας] V. observata a

Scaligero ad Eusebium p. 245 edit. sec.

136, 19. ως μηδε τὰ σώματα] Ita Victor in Epitome. Lactantius de Mortibus Persécut. n. 4 de Decio: Circumventus a barbaris et cum magna exercitus parte deletus, 26 nec sepultura quidem potuit honorari, sed exutus ac nudus, ut hostem Dei oportebat, pabulum feris ac volucribus iacuit.

140, 2.  $\omega_S$  'A $\theta\eta\nu\alpha lov_S$ ] V. Scaligerum ad Eusebium p. 215.

141, 4, 'Αντιόχειαν] Id sub initium Galieni Marcellinus lib. 33 capto scilicet Valeriano: ante ipsam vero infelicem pugnam accidisse scribit Trebellius Pollio in XXX tyraunis. V. Valesius ad Ammian. 23 p. 258.

143, 18. Αἰρούλοις] Ita mss. codd. ut Aeruli in regio cod. Ammiaui, ut monet Valesius, quos alii Ἐλούρους vocant. Lexicon ms. Αἴλουρος. Ἔλουρος δὲ ἔθνος, ψιλόν.

143, 27. Ποστούμος] Ita Zosimo appellatur, Victori et Eutropio Postumus, Trebellio, et in nummis, Postumius.

145, 1. παρά Μακρίνου Quem, ut et filium, Macria-

num appellat Trebellius Pollio.

145, 22. ὑπέλαβον] Id enim signum erat defectionis et deditionis. Pacatus in Panegyr. ad Theodosium: aliquanto melius manus illa consuluit, quae submissis precabunda vexillis petiit veniam necessitatis etc. Vide Lucanum lib. 6. Orosium lib. 7 cap. 36. Ammianum lib. 26 etc.

149, 27. Κλαύδιος δέ] Haec de Claudii Iustitia, v bis Petri Fabri Sanioriani lib. 1. Semestr. cap. 25 redd rmus, cum horum sensum vix ceperit interpres, et quae lebrosa agnovit Henric. Valesius ad Dionis Excerpta p. 20 l. Ea vero de optimo quodam auctore sumpta existimat it n

Faber, et vocem ἀλλότρια, sive aliena, hoc loco intelligi non debere omnia quae privatus quisque iure dominii pertinet. Nam quis, inquit, fando unquam audivit, ea vel peti solita esse, vel ab Imperatore olim donari potuisse? nisi forte quod multo ante in Asia factitasse Antonium scribit Plutarchus, id Imperatoribus usuvenerit: quod quidem Fabro non placet, qui pertinere edictum istud putat ad titulum de Petitionibus bonorum sublatis: ita ut aliena intelligi debeant, ea scilicet quae reorum quidem, sed indemnatorum adhuc et viventium bona sunt, itemque caduca seu vacantia: immo vero etiam damnatorum et proscriptorum bona, quae tamen fisco nuntiata, nondum addita, seu incorporata sunt, cum haec quoque aliena quodammodo esse videantur.

151, 15. Κυντιλιανόν] Quem Quintillum vocat Trebellius Pollio, ut et Vopiscus in Aureliano: Κύντιλλον Zosimus lib. 1. c. 47.

151, 22. ἐπτὰ καὶ δέκα ἡμέρας] Ita etiam Pollio: Victor paucis diebus imperium tenuisse Quintillum ait.

152, 26. ἢν ἔνιοι μὲν εἰς Ῥώμην] Locum hunc Zonarae expendit Scaliger ad Eusebium p. 239. edit. sec.

153, 13. καὶ τῶν ἔξωθεν φερομένων] Quibus verbis frumentarium describit, ut observat Casanbonus. Vide Gloss. med. Lat.

153, 24. μηνῶν ὀλίγων] Minus paucis diebus, Vopiscus.

153, 28. τὸ στρατιωτικὸν] Atqui Tacitus Imperator a Senatu electus, non a militibus, ut scribit Vopiscus: neque eorum sententia requisita, tametsi Praefectus urbis Aelius Caesianus sic exercitum est allocutus in Campo Martio: Vos sanctissimi milites, et sacratissimi vos Quirites, habetis Principem, quem de sententia omnium exercituum Senatus 'git, Tacitum dico, augustissimum virum etc.

156, 10. τους οίπείους υίους] Hinc in legum aliquot i inscriptionibus: *Impp. Carus, Carinus, et Numerianus A. A.* quod observatum a Casaubono, qui id Zonaram a obo quodam auctore accepisse existimat.

156, 24. Γαλάτης Id est Gallus, inquit Casaubonus

ad Vopiscum in Caro, qui illius patriam incertam fuisse ait, 27 et Romae natum videri vult. At uterque Victor et Sidonius Narbone genitum scribunt. Wolfius *Galata* verterat.

160, 10. Κώνσταντα] Ita Zonaras Constantem perpetuo vocat quem alii Constantium: quemadmodum etiam Constantinus Porphyrog. lib. de Adm. Imp. cap. ult. et Menaea XXI. Maii.

160, 23. τινῶν Γεντιανῶν] Vide Scaligerum ad Euse-

bium p. 243. edit. sec.

162, 11. ἀλλὰ προσκυνεῖσθαι] Id ipsum narrant Eutropius (cuius interpretem Paeanium hic exscripsit, ut alibi saèpe, Zonaras), Aurelius Victor et Eusebius in Chronico: atque adeo Ammianus lib. 15. Omnium primus extero ritu et regio more instituit adorari, cum semper antea ad similitudinem iudicum salutatos Principes legerimus.

162, 28. τοὺς δὲ τύχης ἰδιώτιδος] Eusebius 8, 2.

τούς δὲ ἐν οἰκετίαις ἐλευθερίας στερεῖσθαι.

163, 10. ἐν Νικομηδεία] Ubi Palatia construxerant Imperatores ante Diocletianum, ut indicat Socrates lib. 1. Hist. Eccl. cap. 6. Vide nostram Constantinopolim lib. 4. sect. 13. n. 4. Aliud Palatium praeterea Nicomediae aedificavit Constantinus Heraclii filius, Niceph. CP. 165, 7. ὁ μὲν γὰς Εὐσέβιος] Eusebius lib. 8. cap. 13

165, 7. ὁ μὲν γὰο Εὐσέβιος] Eusebius lib. 8. cap. 13 et in Orat. Constantini ad Sanctorum coetum cap. 15, ubi consulendus Valesius. Vide praeterea Lactantium de Mortib.

Persecutor, cap. 42.

168, 14. τον Διαίννιον] Scribit Anonymus in vita S. Basilei Archiepiscopi Amazeni n. 5 et 6. Licinium simulasse se esse Christianum, ut Constantiam Constantini M. sororem in uxorem obtineret, et adepto imperio in Oriente ad vomitum rediisse. Certe Constantinus Christianismum amplexus fuerat ante initum inter Licinium et Constantiam matrimonium an. 313. Verum scribit Lactantius in lib. Mortib. Persecutor. n. 46. 47 et 48 aliquanto post inicum sorore Constantini nuptias, ac cum Maximino congresurum, somno monitum, Christum invocasse, dedisseque li teras ad Provinciarum Praesides de restituendis Christian Ecclesiis, Constantino et ipso tertium Coss.

173, 7. δι' ἀστέρων V. p. 11. edit. sec.

173, 8. περί τον σταυρον Id ex Eusebio tradit Zonaras: at Lactantius in libro de Mortibus Persecutor, scribit commonitum fuisse in quiete Constantinum, ut coeleste signum Dei notaret in scutis, atque ita praelium committeret: fecisseque ut iussus erat, et transversam X litteram, summo capite circumflexo, Christum in scutis notasse. Sic enim legendus hic locus, ubi perperam Christo editio praefert. Atque exinde is mos obtinuit, ut in scutis militum Praetorianorum Christi monogramma, uti hic describitur, essingeretur: quod ex musivo Iustiniani Ravennensi, quod in Familiis Byzantinis damus, colligere est potissimum.

173, 10. σχεδιάσας σταυρον Theophanes p. 11.

173, 17. Μιλβία] Βουλβία, ita quatuor mss. regii et Wolfiani: Milvium scriptores vulgo vocant: Mulvium, Lactantius in libro de Mortib. Persecut. n. 45. Chronicon Alexandrinum Μουλυβίου γέφυραν habet. Damascenus Studita Homil. 33. πλησίον είς αλλον γεφύριον ὅπου τὸ ὀνόμαζαν Φουλβίαν. Georgius Hamartolus in Chron. ms. in Constantino M. δ δε δυσσεβής τύραννος θαρσήσας τοῖς σου δαίμοσιν, καὶ γεφυρώσας τὸν παραρρέοντα ποταμὸν πολλαίς ναυσί, έξηλθεν είς παράταξιν του πολέμου.

175, 9. Σερρών De Serris, urbe Macedoniae, dixi ad

Villharduinum.

175, 29. σώματος] Haec et sequentia, ut et fictitiam Silvestri et Zambres de Christo Concertationem, et de tauro suscitato narratiunculam, quam habent etiam Cedrenus, et Georgius Hamartolus in Chronico ms. Symeon Logotheta in Chron, ms. ex Vitae S. Silvestri consarcinatore a Combefisio edito hausit Zonaras: sive ille Eusebius sit Caesariensis, ut existimat Ratramnus Monachus Corbeiensis in lib. contra Graecor. opposita cap. 3, sive alius recentior, quod omnino . Habetur etiam ista Silvestri disputatio cum Iudaeis in codicibus Regiis.

178, 17. κατά τῆς σωτηρίας τοῦ βασιλέως In vita Basilii Iun. n. 4. νή την ύγείαν τοῦ βασιλέως. De hac menti formula vide quae adnotavimus ad Cinnamum

183.

179, 7. νίοὺς δὲ ἐκ Φαύστης ἐγείνατο τρεῖς] Tres palmarum surculos a terra surgentes, in nummo Constantini, tres illius filios denotare apposite collegit Tristanus, Artemidoro lib. 1 cap. 79, qui Principum liberos per ramos Palmarum designari scripsit, quod etiam Achmes tradit cap. 256.

179, 20. διά τε τὸ ταύτης ἀπόλαστον] De caede Crispi et Faustae vide quae commentatur Iacobus Gothofre-

dus ad Philostorgium lib. 2 cap. 4.

179, 28.  $\Gamma \acute{or} \vartheta \varpi v$  Victoriam a Constantino M. ex Gotthis relatam narrant Zosimus lib. 2 p. 680 auctor vitae Constantini lib. 1 cap. 8 et Anonymus Valesianus p. 474. 476 qui hanc ad annum 323 referunt: ad hanc etiam spectant Ludi Gotthici in Kalendario Hervagiano et Bucheriano prid. Non. et 5 Id. Febr. quo quidem mense confectum hoc

bellum inde arguitur.

180, 19. Οὐάλεντα Is Vectius Valens nuncupatur, cuius laudantur περί ἐπεμβάσεως τῶν ἀστέρων libri, praeterea eiusdem 'Ανθολογία γενεθλιακή. Vide nostram Constantinopolim. Huc porro spectant quae scribit Zonaras, seu, ut alii volunt, Michael Glycas, in Antapologetico ms. ad scriptum Manuelis Comneni Imp. ad quendam Monachum missum, a quo reprehensus fuerat ob nimium circa Astrologicas et Mathematicas disciplinas studium: περιέχει δέ τὸ διαληφθέν γράμμα, ότι τὰ τῶν ἀστέρων σχήματα σημεῖα είσιν αποβάσεων, ού μην και έξ ανάγκης αποτελεσμάτων τινών ποιητικά. καλ τηνικαύτα διαπορούμενοι λέγομεν, ελ κατά γε την του γράμματος περίληψιν ούτως είχε και τα τοῦ πράγματος τινὸς Ενεκεν ὁ Οὐάλης ἐκεῖνος ἐπὶ μέσου παρ' άγίου μεγάλου μέν, ώς φασί, παρακληθείς Κωνσταντίνου, τέσσαρες καὶ δέκατον δὲ καρτερήσαι έτος ἐπὶ τη καταβολή των θεμελίων της βασιλίδος ταύτης των πόλεων; εὖδηλον γὰρ ώς εἰ τοσούτον ἐνιαυτῶν ἐκεῖνος έκαρτέρει παράτασιν. ώστε μεΐναι την πόλιν διόλου τ πολεμίοις άγείρητου τη πίστει τε προσκόπτειν αὐτήν, , τοῖς λοιποῖς καθεξῆς, καιρὸν ἀνεκαρτέρει λοιπὸν τῷ σ: πω αὐτοῦ συντελέσοντα, εί καὶ τὸ γράμμα προδήλως τοι λέγειν οὐ βούλεται. ἄδικοι γὰς ἐντεῦθεν οἱ ἀστέρες,

μή λέγω του ποιητήν αὐτῶν, ώμολόγηνται, τοὺς μὲν τῶν ἀνθρώπων μοιχούς, τούς δὲ φονέας, ἐξ ἀνάγκης ἀποτελούντες, και εί δεῖ τάληθες είπεῖν, ἐπὶ μέσου τὸν Ούάλεντα παράγειν όλως ουκ έπρεπε· τὰ γαρ τῆς ἀστρολογίας έντεῦθεν διεψευσμένα καὶ μαλλον έλέγχεται · ὁ γάρ Οὐάλης οὖτος ἀπριβέστατος παὶ ταῦτα ὢν ἀστρολόγος, 29 είς έξακοσίους πρός τοις ένενήκοντα εξ ένιαυτοις διαμείναι την πόλιν ταύτην έφοίβασε, καὶ οῦτω διημαρτημένην την τέγνην έξ αποτελέσματος έδειξεν εί δε τον διαλειφθέντα Ουάλεντα καρτερήσαι μέν έτος τεσσαρεσκαιδέκατον είποι τις, χάριν δὲ όμως τοῦ καιρον ἐφευρεῖν ἀγαθά τινα τη πόλει μηνύοντα, δεξώμεθα την παραγραφήν αύτου, άλλ' εὐθυς ἀπορήσωμεν, ούτω λέγοντες, τί δέοι, καὶ ἀπερισκέπτως τὰ τῆς πόλεως κατεβλήθη θεμέλια, ουκ ἂν ούτω τὰ κατ' αὐτὴν ἔχειν ἔμελλεν ὅπως ἄρα καὶ σήμερον έχει. παρακαλούμεν μη έάσης ήμας αμηχανία καί παὶ περὶ τούτου κυμαίνεσθαι εί γάρ ούτω κατά τῆν πόλιν έχειν έμελλε, και μάτην έκείνος τοσούτον έκαρτέρει καιρού, η ούχ ούτως. και τι χρη πολλά λέγειν; φαίνεται γαρ έντεῦθεν ώς οὐ παρασημαντικοί μόνον είσιν οί ἀστέθες, άλλα καὶ ἀποτελεσμάτων έξ ἀνάγκης ποιητικοί. γὰρ τοῦτο ήν, οὐκ ἂν τοῦ τεχνίτου ἐκείνου τὸ γράμμα ύπεραπολογούμενον, διά γε καθ' εκάστην απροσδοκήτως τη πόλει συμπίπτοντα, σεισμούς δηλαδή, έμπρησμούς, καὶ οσα τοιαύτα κατά λέξιν · ούτωσι διηγόρευσεν · ού γάρ ήδύνατο τὰ πάντα μείζω τε καὶ ἐλάχιστα συμπεριλαβεῖν. ξαείνος ξφθασε μείζω τε και έλάχιστα και αύτος το περί θεοῦ λέγων, Δαβιδικόν οὕτω δητόν, Ὁ ἐπιβλέπων ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ ποιῶν αὐτὴν τοέμειν, ἔμεινεν ἐξ ἀνάγκης απρακτος, έξ ανάγκης ένταυθοί, ατε και αὐτὸν αποτρεπούσης τον κλόνον της γης, ακριβούς του επιστήμονος σκέψεως. άλλως τε εί κατά την συμπεσούσαν ώραν έπί τ καταβολή τῶν θεμελίων τής πόλεως, αὐξαίνει τε τὴν η τιν επάναγχες αύτην την πόλιν διαμείναι τοίς πολεμ ις αχείρωτον, οδ μεν οδν χάρις . . . κατοικούσιν αὐτ εύσεβουσιν επί τοσουτον καί τη κατά Χριστόν άγάπ καθεκάστην πλατύνονται · μάτην δε καὶ τῆ παναμώμο θεού Λόγου μητρί τὰς ἐντεύξεις ποιούμεν, καὶ φύλακα ταύτην ἐπιγραφόμεθα, εἶ γε τὴν σωτηρίαν ἡμῶν ὁ Οὐάλης ἐπραγματεύσατο· ἔκτοτε ταῖς τῶν ἀστέρων παρασημειώσεσι. μὴ οὖν ἐάσης ἡμᾶς ἐπὶ τοσοῦτον διαπορεῖ-

σθαι, καὶ λόγοις έμοῖς διαταράττεσθαι, etc.

180, 27. η ἐκεῖνα νομιστέον] Sic etiam Imperatorum Constantinopolitanorum suae aetatis tyrannidem perstringit. Arethas in Apocalypsin cap. 52. λείπεται οὖν ἔτέρα ὑπονοεῖν Βαβυλῶνα εἰκότι λόγω καὶ τίς αὕτη; οὐκ ἄλλη η ή Κωνσταντίνου, ἐν ἡ πάλαι δικαιοσύνη ἐκοσμήθη, νῦν δὲ ἐν αὐτῆ φονευταὶ, ἐκ παφαλλήλου ἁμίλλης, τῶν πολιτικῶν τοῖς ἐκκλησιαστικοῖς ἐξισωθῆναι σπευδόντων, μᾶλλον δὲ οὐκ ἰσωθῆναι, εἰ μή τις ἐξ αὐτῶν ἄρη τὸ ἀριστεῖον, εἰς μείζονα θείου θυμοῦ ἄναψιν. Εὶ cap. 54 μητέρα δὲ τῶν πορνῶν καλῶν, ἡν ᾶν βούλη πάλιν, εἴτε τὴν παλαιὰν Ῥώμην, εἴτε τὴν νέαν, εἴτε τὸν καιρὸν τῆς ἐπιδημίας τοῦ ἀντιχρίστου, οὐκ ᾶν ἁμάρτοις τοῦ ἀληθοῦς, διότι ἀμφότεραι τὸ κράτος ἀνεδέξαντο τῶν ἄλλων πόλεων.

181, 20. ⊿lwv] Cuius verba expendimus in Byzantii descriptione.

181, 22. θώραξ Murorum lorica, vulgo cortina, al-

que sic emendavimus, ubi Wolfius frons verterat.

182, 24. ἢ κατέστρωται λιθίναις πλαξίν] Unde φόρον πλακώματος vocat Nicephorus Presbyter in vita nondum edita S. Andreae propter Christum Sali. Vide quae annotamus in nostra Constantinopoli lib. 1 de hoc Foro Constantini.

182, 32. είς οἰκεῖον ὄνομα τὸ ἄγαλμα ἔστησε] De Porphyretica columna, et statua ei imposita, pluribus egimus in Notis ad Alexiadem p. 382 et in Constantinopoli Christ. lib. 1. sect. 24. n. 6. Illud duntaxat hic addere licet, Anonymum de Inventione S. Crucis, apud Gretserum, scribere a Romanis hanc statuam confectam et erectam che cives liberatos a tyrannide Maximiani, hincque postmod ab ipso Constantino translatam Constantinopolim. Ita i ubi de clavis Dominicis: τοὺς δὲ ἐτέρους δύο ἐν τῆ στι ὶ ἔθετο, ἢν οἱ Ῥωμαῖοι ὑπὲς τῆς ἀπὸ Μαξιμιανοῦ τοῦ · ράννου ἐλευθερίας τῷ Κωνσταντίνω ἐποίησαν· καὶ · ?

ήν ταύτην αγαγούσα εν Κωνσταντινουπόλει, και εν τῷ

μεγάλω κίονι τοῦ φόρου ίδρύσασα.

182, 29. ᾿Απόλλωνος ἄγαλμα] Multa perinde ibidem observamus de hac statua, ubi et quaedam attigimus de clavis Dominicis in eam immissis, non modo in caput, sed et in equi fraenum: de quibus ita Nicephorus Presbyter in vita nondum edita S. Andreae propter Christum Sali: περιπατοῦντος τοῦ ὁσίου ἐν τῷ δημοσίῳ φόρῳ πλησίον τοῦ κίο- 30 νος, ὃν ἐν μακαρία μνήμη βασιλεὺς Κωνσταντῖνος ὁ ἐν άγίοις ἔστησεν, ἐν ῷ φασὶ καὶ τοὺς τιμίους ἥλους τοὺς ἐν τῷ ζωοποιῷ τοῦ Κυρίου σώματι ἐμπαρέντας ἐν τῷ ἐκάνω τούτου ἱσταμένῳ ἀνδριάντι ἔθετο, πρὸς δόξαν τοῦ θεοῦ, σκέπην τε καὶ φυλακτήριον τῆς βασιλίδος τῶν πόλεων. Et Menaea ad 6. Martii:

τη αὐτη ήμέρα, ή εῦρεσις τῶν άγίων ήλων, φανέντες ήλοι βασιλέως τοῦ μὲν κράτους ἄγαλμα κεῖνται, τοῦ χαλινοῦ δὲ κράτους.

Vide Theophanem p. 21.

182, Ŝ1. τοῦ Ἰλίου] Sic mss. omnes: at Lambecius, seu Holstenius ad Codinum de Orig. CP. n. 46 legendum contendit πόλεως τοῦ Ἡλίου, seu Heliopoleos, ex Iulii Pollucis Chronico: καὶ ἐπάνω τοῦ κίονος ἔστησεν ἐαυτοῦ ἀνδριάντα, ἔχοντα ἐν τῆ αὐτοῦ κεφαλῆ ἀκτῖνας ζ΄. ὅπερ γαλκούργημα ἤγαγεν ἐκ τῆς Ἡλίου, πόλεως οὕσης τῆς Φρυγίας.

183, 14. εἰς τιμὴν ἀνήγαγε Πατριαρχικὴν] Falsum quod ait Patriarchatum Constantinopolitanum a Constantino M. erectum: hinc Metrophanem Byzantinum Episcopum infra Patriarcham vocat, ut et losephus Aegyptius de Concilio Ephesino p. 685 et Damascenus Studita Homil. 33. Vide

nostram Constantinopolim.

183, 24. Μητροφάνης] Consule, si lubet, Acta SS. Metrophanis et Alexandri edita a Gretsero, S. Nicephorum in hronogr. p. 413, 1. ed. Synaxaria et Menaea ad 4. Iu, quo illius Synaxin celebrant Graeci.

184, 6. ἐπὶ τῶν δωμάτων] Hesychius, δώματα: οἶκοι, οἰ ματα, etc. Ita doma usurpant aliquando scriptores infii Latinitatis, Petrus Damiani l. 5. Epist. 11. Liber Mirac. S. Mauri cap. 10 historia translat. S. Sebastiani n. 18 vita S. Aldegundis c. 5 etc. Est etiam doma, tectum, vel atrium quod non tegitur, Papiae. Gloss. Gr. Lat. δωμα, Atque hac notione in Orientalibus provinciis usurpari observat non semel S. Hieronymus, in quibus domata dicuntur quae Romae solaria vel moeniana vocant, id est plana tecta quae transversis trabibus sustentantur. vero Zonarae loco δώματα pro ipsis aedibus privatis accipi

debere censuerim: tecta vertit interpres.

184, 24. ο Παμφίλου Ευσέβιος | De Eusebio, et illius Arianismo, praeter Theophanem et aliquot e vetustioribus, agunt in primis Baronius, Scaliger ad Eusebii Chronicon p. 431 lacobus Gothofredus ad Philostorgium lib. 1 cap. 2. Henricus Valesius eiusdem Eusebii Historiae Ecclesiasticae editor, et alii. Quae porro ut id probet Zonaras affert ex eodem Eusebio, desumpta sunt ex lib. 1 cap. 1, ubi δευτερεύοντα θείον λόγον etiam scribi in melioribus codicibus observat Valesius, ubi alii θεοῦ, vel θεὸν habent. porro Eusebii verbis non videre se quid reprehendat Zonaras scribit idem Valcsius ad cap. 3, quo probet Ariani dogmatis illum sectatorem fuisse. Hunc consule, si lubet. tius Epist. 144: Ευσέβιος δ του Παμφίλου, είτε δουλος, είτε συνήθης, ότι μεν 'Αρειανισμώ ξάλω, βοώσι μεν αύτοῦ τὰ βιβλία, etc. Georgius Hamartolus in Chronico ms. περί του Παμφίλου Ευσεβίου, ότι έν πολλοῖς αὐτοῦ συγγράμμασιν δείκνυται 'Αρειανός γνήσιος, εί δε και επαινείται παρά τινων εκκλησιαστικών ανδρών ώς πολυμαθής καί πολυίστως, καθάπες καί Σριγένης, και άλλοι πολλοί τῶν ἔξω τῆς ἐκκλησίας ὄντων.

187, 6. ἔτι ζώντα εύρων Solus Zonaras Constantium Caesarem, qui tunc erat Antiochiae, vivente adhuc patre supervenisse scribit, eoque mortuo funus magnificentissimum duxisse, ut observat Henricus Valesius ad lib. 4. Eusebii de

vita Constantini cap. 70.

188, 5. καὶ ὁ μὲν τρισόλβιος ] Scribit Valesius in Notis ad lib. 16. Marcellini, in Constantini filiorum historia solito diligentiorem fuisse Zonaram: quod viri doctissimi iudicium

hic apponendum duxi.

188, 6. ή δὲ τῶν Ῥωμαίων ἡγεμονία Partitionem Imperii Constantiniani inter illius filios ita prosequitur scri- 31 plor vitae S. Artemii ms. ἄρτι τοῦ μεγάλου Κωνσταντίνου τὸν βίον απολιπόντος, είς τρεῖς άρχας ἡ τῶν Ῥωμαίων έξουσία διεμερίσθη, των υίων αὐτοῦ, Κωνσταντίνου, Κωνσταντίου τε καὶ Κώνσταντος ταύτας διελομένων καὶ τῷ μέν πρώτω Κωνσταντίνω αί άνω Γαλλίαι καὶ τὰ ἐπέκεινα Αλπεων, αι τε Βρεττανικαί νῆσοι, καί ξως τοῦ έσπερίου ώπεανοῦ πληρος εδόθησαν, τῷ δὲ Κώνσταντι, ὡς ὑστάτω, αί κάτω Γαλλίαι, ήγουν αί Ίταλίαι, καὶ αὐτὴ ἡ 'Ρώμη. ο δε Κωνστάντιος δ δεύτερος των Κωνσταντίνου υίων. ος ήν επί τῶν τῆς εωας τότε πραγμάτων πρὸς τοὺς Πέρσας άγωνιζόμενος, τὸ τῆς άνατολῆς άσπάζεται μέρος, καὶ τὸ Βυζάντιον μετονομασθέν είς Κωνσταντινούπολιν, καὶ Νέαν Ῥώμην, ποιείται βασίλιον, καλ τὰ ἀπὸ τοῦ Ἰλλυρικου μέχρι της προποντίδος όπόσα υπήκοα Ρωμαίοις, τήν τε Συρίαν και Παλαιστίνην, και Μεσοποταμίαν, και Αίγυπτον, καὶ τὰς νήσους ἀπάσας τῆ αὐτοῦ βασιλεία καὶ πολιτεία ύποτελη καθίστησι. Vide Constantinum lib. 2 de Themat. cap. 9 et alios passim scriptores.

188, 18. Κοττίαι δέ] De Alpibus Cottiis, et rege Cottio, illiusque regno multa habent Simlerus in Comment. de Alpibus, Cluverius lib. 1 Italiae antiq. cap. 12 et 32 et

alii passim.

188, 21. τῷ Κωνσταντίω δὲ λάχος] Eunapius in Aedesio p. 44. διαδεξάμενος δὲ ὁ Κωνστάντιος τὴν βασιλείαν, καὶ κληρωθείς ὅσα γε ἐκληρώθη, ταῦτα δὲ ἦν τὰ ἐξ Ἰλλυριῶν εἰς τὴν Νέβιαν καθήκοντα.

188, 23. καὶ πρὸς τούτοις τὴν Θράκην σὺν τῷ πόλει τῷ πατρικῷ] Errasse Victorem, qui Thraciam Constanti postremo ex Constantini filiis obvenisse scribit, pridem ob-

servatum ab aliis.

188, 26. κατὰ Περσῶν] Qui Antiochiam circumsede-

rant et ceperant, ut est apud Eunapium in Aedesio.

188, 27. δ Σαπώρης] De hac Saporis expeditione, et Nisibi a Persis obsessa, agunt Philostorgius 3, 24. Ammianus, Chron. Alexandr. p. 672. 674. 676. Theophanes p. 28. 32 et alii passim.

189, 23. ὑφ᾽ ἐνὶ Κώνσταντι] Res gestas a Constante scripsit Eustochius Cappadox Sophista, ut est apud Eudociam Augustam in Ioniis mss. ἔγραψε τὰ κατὰ Κώνσταντα τὸν βασιλέα etc. ubi apud Suidam perperam omissa vox τά.

189, 32. Σαπώρου] V. Zosimus lib. 2, ubi et de Hormisdae ad Constantium fuga, de quo etiam Ammianus lib. 16 p. 71. Narsei vero mentio est apud Eutropium, Theophanem, et alios. De Hormisda agimus pluribus in Constantinopoli.

190, 11. ἐπ Βαβυλώνος, δέρμασιν ἐγχωρίοις] De pellibus Babylonicis dixi ad Ioinvillam Dissertat. 1 p. 132. 134.

190, 13. ἡρώτησε τὸν ᾿Αδανάρσην] At Zosimus lib. 2 hanc crudelitatis indicem vocem Hormisdae videtur tribuere, scribens (et ex eð Suidas in Μαρσύας), cum forte in convivio supervenienti sibi optimates non assurrexissent, minatum Hormisdam se eis Marsyae supplicium irrogaturum: huiusque vocis memores Proceres, mortuo Narseo, Saporem in regnum substituisse, a quo mox Hormisda in vincula coniectus, postea uxoris industria liberatus, ad Constantinum transfugit.

190, 23. [είνην] Limam pisci immissam, ut est apud Zosimum lib. 2 et Suidam: διὰ τῆς τοῦ ἰχθύος μηχανῆς

*ξίνην είσενεγ*κοῦσα.

32 191, 23. ἐν Αὐγουσταλίω τῆ πόλει] Ita editio Wolfiana: at codd. regii, ἐν Αὐγουστόλω et Αὐγουστούλω praeferunt: qua voce Augustodunum in Heduis innuitur, ubi purpuram induit Magnentius, uti habent Eusebius et Aurelius Victor.

192, 22. ἀπέπτειναν] Nescio an ab hoc Constante Imperatore aedificatae fuerint aedes illae magnificae Constantinopoli, quae τὰ Κώνστα appellabantur, et quarum meminit scriptor ineditus vitae S. Stephani iunioris: ἦν δὲ οὖτος οἰπῶν πρὸς τὸ τῆς βασιλικῆς δημοσίας λεωφόρου πρανὲς ἐν ὧ ἴδουται καὶ ἐπιλέγεται τὸ Σταυρίον, ἐξ οὖ πρὸς τ κάταντες μέρος εἰσὶν εύμεγέθεις οἰπίαι προσαγορευόμενι τὰ Κώνστα. Monasterii τῶν Κώνστα in Conciliis mentivnem fieri observamus in nostra Constantinopoli lib. 4. Ser 6. n. 26.

193, 5. ἐν τῆ πολίχνη Ἑλένη] In Pyraeneis, in Comitatu Ruscinonensi, hodie Elna, urbe notissima, de qua scriptores omnes rerum a Constantino et filiis gestarum. Paeanius in Metaphrasi Eutropii lib. 9 cui Helenae nomen, slc vertit ἐν Ἔλει καλουμένφ.

193, 30. Nίσιβιν] V. Marcellinum lib. 18 p. 128.

edit. 1. qui ex Zonara illustratur.

πῦς ἐνέβαλε] İdem Ammianus Marcellinus: Subiectis ignibus exuri cunctas iusserat naves, praeter minores XII, quas profuturas pangendis pontibus disposuit vehi carpentis.

หลาย์ขอบอย อ้าลอธิทุ๊ขลเ] Idem Marcellinus ait tortos per-

fugas aperte fassos se fefellisse.

- 196, 21. Σαπώρης] Qui Saporinus dicitur Lucifero Calaritano lib. 1 pro S. Athanasio: Ergo quia Saporinus Persarum Rex nunc contra te gerit praelium, etc. Constantium alloquitur.
- 195, 8. Βετρανίων Ita emendavimus, cum Wolfius hic et infra Βρεττανίων edidisset: sic enim tres mss. Regii praeferunt, quomodo etiam habent Zosimus, Ioannes Antiochenus, Chronicon Alexandrinum, nummi veteres, et scriptores Latini. Eutropius vero Veteranionem, Philostorgius Ουετρανίωνα vocant: qua ultima nomenclatura quendam memorat Ammianus sub eadem fere tempora, qui Zosimo lib. 3 p. 72. Βρεττανίων nuncupatur. Βρετανίων habet codex recentior Zonarae, ut et Theophanes. Βριττανίων Athanasius in Epist. ad Solit. De hoc Vetranione multa congesserunt Scaliger ad Eusebium, Gothofredus ad Philostorgium, Santamantius in Comment. hist. et alii passim.
- 196, 26. τιμήσας τῆ ἀξία Καίσαρος] Constantii praeterea indito nomine, ut scribunt Victor, Socrates, Chronicon Alexandrinum, et Theophanes: seu iunioris Constantii, uti AI onius Episcopus, qui ea aetate vixit, ut ipsemet testatu in lib. de vita et Conversatione SS. Pachomii et Theodo n. 4.
- 97, 11. Σιλβανός] Chronicon Eusebii: Silvanus in res novas molitus vicesimo octavo extinctus est die.

De Silvano agunt Victor Schotti, Ammianus lib. 15. Hie-

ronym. in Chron. Theophan. etc.

198, 12. λέγεται γὰο μὲν] Euseb. Chron. Magnentius Mursae victus, in quo praelio Romanae vires conciderunt.

199, 17.  $\tau \tilde{\eta}_S \gamma \varrho \alpha \hat{o}_S$ ] Id etiam attigit Ammianus I. 14. Accenderat super his incitatum propositum ad nocendum aliqua mulier vilis, quae ad Palatium, ut poposcerat, intromissa, insidias ei latenter obtendi prodiderat ab militibus obscurissimis.

200, 29. ὁ Γάλλος γὰς] Totam hanc Galli historiam

sic perseguitur Scriptor vitae S. Artemii ineditus: o dè Γάλλος την του Καίσαρος αμφιασμένος άλουργίδα, καί ήδη των πρώτων της βασιλείας άρξάμενος επιβαίνειν βαθμών, οὐκ ἔμενεν ἐπὶ τῆς αὐτῆς γνώμης καὶ πίστεως ής πρός Κωνστάντιον εποιήσατο, βασιλικώτερον των πραγμάτων άπτόμενος, και μετά πολλού του θράσους και της άλαζονείας διαταττόμενος, τους γαρ άρχοντας, ους σύν αὐτῷ ἐπεπόμφει Κωνστάντιος, τῶν βασιλικῶν τε καὶ πολιτικών πραγμάτων όντας διαιτητάς, τὸν δὲ τῶν Πραιτωρίων υπαρχον Δομετιανόν (δ γάρ Θαλάσσιος έτεθνήκει) καὶ τὸν ἐπὶ τοῦ Κοιαίστωρος Μόντιον, διὰ τὸ μη πειθαρχεῖν αὐτοὺς, καὶ ὑπουργεῖν ταῖς παραλόγοις αὐτοῦ καὶ ἀκαθέκτοις όρμαῖς, σχοινίοις τοῖς στρατιώταις τῶν ποδών αὐτών ἐξάψασθαι παρακελευσάμενος, ἐπὶ τῆς ἀγορας σωρήναι προσέταξε, καὶ άμφοτέρους απέκτεινεν, ανδοας εν άξιώμασι διαπρέψαντας, καὶ παντὸς κέρδους καὶ λήμματος εύρεθέντας ύψηλοτέρους, ους ό της πόλεως πεοιστείλας Έπίσκοπος έθαψεν, αίδεσθείς το της αὐτων άρετης υπέρβλητον. ο δε Κωνστάντιος επειδή τάχιστα επύθετο τὸ συμβάν, μετάπεμπτον ώς ξαυτόν ξποιείτο τὸν 83 Γάλλον. ὁ δὲ είδως μὲν ως οὐκ ἐπ' ἀγαθῷ τυγχάνει καλούμενος, εννοών δε πάλιν ώς εί μη βούλοιτο ὑπακούειν, πόλεμον ανάγκη ποιείν, ὅπλα προς Κωνστάντιον ἐκ τοῦ εὐθέως ἁράμενον, αίρεῖται μᾶλλον τὰ τῆς εἰρήνης καὶ την γυναϊκα ποοαποστείλας ώς του Κωνστάντιον έκμειλίξασθαι, καὶ αὐτὸς ἀπήει αὐτόμολος ἐς τὸν κίνδυνον. μέν οὖν Κωνσταντίνα προτέρα έξώρμησε, προεντυχεῖν τφ

ἀθελφῷ, καὶ δεηθῆναι τούτου ὑπὲρ τοῦ ἀνδρὸς προθυμουμένη, τοῦ μή τι είς αὐτὸν βουλεύσασθαι ἀνήκεστον. πολλή δὲ προθυμία περί την οδοιπορίαν χρωμένη, είς νόσον ενέπεσε μεταξύ πορευομένη, καὶ Βιθυνίας επιβάσα, έν σταθμῷ τινὶ ταύτης Γαλλικάνω λεγομένω ἀπέθανεν. ο δε Γάλλος και τουτο παρά δόξαν αύτω συμβάν μεγάλην συμφοράν ποιησάμενος, όμως ήειτο πρόσω, των δεδογμένων ούκ έξιστάμενος. ἐπειδή είς Νωρικούς άφίκετο πόλιν αὐτῶν Πυταβιῶνα καλουμένην, ἐνταῦθα δη ἀπὸ Μεδιολάνου καταπέμπεται στρατηγός Βαρματίων, έκεῖ τοῦ Κωνσταντίου τοῦ τηνικαῦτα τυγχάνοντος, δς τὸν Γάλλον ἀφαιφεῖται τῆς άλουφγίδος, καὶ εἰς ἰδιώτην μετασκευάσας, έξόριστον αὐτὸν είς τινα νήσον τῆς Δαλματίας κατέστησε. τοῦ Γάλλου δὲ εἰς τὴν νῆσον ἀφιγμένου, Εὐσέβιος ὁ εὐνούχος, ό την του Πραιποσίτου τότε τιμην έχων, και οί σύν αὐτῷ πείθουσι Κωνστάντιον ὡς τάχιστα Γάλλον ποιήσασθαι έκποδών. ὁ δὲ πεισθείς πέμπει τοὺς ἀποκτενοῦντας αὐτόν. καὶ ήδη τούτων ἀφικνουμένων, πάλιν ὁ Κωνστάντιος είς έλεον μετεβλήθη, και πέμπει δια ταχέων γράμματα τὸν Γάλλον τοῦ πάθους ἀνακαλούμενος ο δὲ Ευσέβιος, και οι σου αυτώ, πείθουσι του πεμφθέντα Μαγιστριανον, μη πρότερον έπιστηναι δεικνύντα το γράμμα ποίν αν πύθοιτο τον Γάλλον ανηρημένον. εγένετο ταῦτα, καὶ ὁ Γάλλος ἐτεθνήκει ὁ δὲ Κωνστάντιος περί τοῖς πράγμασι δείσας μὴ οὐχ οἶός τε ἦν μόνος ἁπάσης είναι τῆς ἀρχῆς έγκρατής, ἄλλως τε καὶ τῶν Γαλατῶν όξύτατα δη καί δπότε προθυμηθείεν είς τας τυραννίδας έγειρομένων, διά τε σώματος ίσχυν, και κουφότητα φρονημάτων, μετεμέλετο ήδη του Γάλλου υπεξελών, και λογισόμενος το συγγενές του όθνείου και άλλογενους άσφαλέστερου είναι μακοφ πρός κοινωνίαν της βασιλείας, Ίουλιανόν τον άδελφον του Γάλλου έκ της Ίωνίας μεταπεμψάμενος, εν τη Μεδιολάνων Καίσαρα αναδείκνυοι, καί την άδελφην αὐτῷ την ξαυτοῦ Ελένην εἰς γάμον ἐκδούς. καὶ τὰ πιστὰ πρὸς αὐτὸν ποιησάμενος, τοῦτον μὲν ἐξέπεμψεν είς τας Γαλλίας, φύλακα της έκεισε βασιλείας έσόμενον.

201, 4. Δομετιανον De Domitiano et Montio missis

ad Gallum Caesarem, agunt Ammianus lib. 14. Philostorgius 3, 28. 4, 1 et alii scriptores.

202, 2. Εὐσέβιος την τοῦ πραιποσίτου διέπων άρχην Eusebii Eunuchi, qui sub Constantio Praepositus fuit sacri cubiculi, caedis Galli Caesaris autoris, meminerunt passim scriptores, Ammianus Marcellinus l. 14. 15. 16. 18. Sozomenus 2, 1. 5, 5. Philostorgius 4, 1. Palladius in hist. Lausiaca, S. Athanasius ad Solitar. vitam agent, Iulianus, Libanius, etc. Dignitas vero Praepositi sacri cubiculi spectavit fere semper Eunuchos, uti fuit Eusebius, qui Zonarae infra πρωτεύων των βασιλικών εὐνούχων dicitur: ita Rhodanus Άρχιευνοῦχος appellatur in Chronico Alexandrine p. 700 και τον πραιπόσιτον του παλατίου αυτου 'Ροδανόν ονόματι, ἄνδρα δυνατόν καὶ εὔπορον, καὶ διοικούντα τὸ παλάτιον, ώς πρώτον όντα 'Αργιευνούγον, Praepositum Palatii ipsius Rhodanum, virum potentem et divitem, qui Palatium regebat, et Princeps erat Eunuchorum. Praeter Eusebium sub Constantio, et Rhodanum sub Valentiniano, praepositi alii memorantur, Urbicius et Liberius sub Constantino M. apud Codinum de orig. Eutherius sub Constantio apud Ammianum lib. 16 et 20. Antiochus, Amantius et Chrysaphius, sub Theodosio iuniore, apud Zonaram, et apud Victorem Tununensem, et Macrobius, in L. un. Cod. Th. de Praepos. sacri Cubic. Heraclius sub Valentiniano iuniore, apud eundem Victorem, Calligonus sub eodem Augusto, apud S. Ambros. Ep. 33. Amantius sub Anastasio Dicoro et Iustino, apud Marcellinum Comitem, Tununensem, autorem Chronici Alexandrini, etc. Eutropius sub Theodosio M. in l. 17. Cod. Th. de Poenis, apud Socratem lib. 6 cap. 5 et alios. Et Chrysoretus, in Synodico adversus tra-34 goediam Irenaei cap. 203. Sed de Praepositi dignitate multa congessit lacobus Gothofredus ad tit. Codicis Theod. de Praepositis sacri cubic.

203, 17. Εὐσεβίω] Huc spectant quae habet Eunap in Maximo: καὶ ψιλωθέντος τοῦ γένους (Constantini Ἰουλιανὸς περιελείφθη μόνος, δι' ήλικίαν περιφρονηθικαὶ πραότητα εὐνοῦχοι δὲ ὅμως αὐτὸν ἀμφεπόλευον

σιλικοί, καὶ παραφυλακαί τινες ήσαν, ὅπως εἴη Χριστια-

νὸς βέβαιος.

203, 27. καὶ ἀγαθη τύχη] Iuliani felicitatem praedicat etiam Ammianus p. 293. Felicitas ita eminuit, ut ipsis quodammodo cervicibus fortunae aliquamdiu bonae gubernatricis evectus, victoriosis cursibus difficultates superaret immensas.

204, 18. ζητουμένου δὲ διαδήματος] lta Marcellinus lib. 20 p. 160, 1. edit. praeter Iulian. in Epist. ad Athen.

et Libanium in Orat. funebri.

204, 23. χρύσεον στρεπτον Certe torquis ille aureus, λίθους ἔχων χρυσοδέτους, potuit diadema, quo eiusce aevi utebantur Augusti, recte effingere: primus autem, uti scribit Zonaras, Constantinus Magnus margaritis et lapillis diadema exornavit. Vide Dissertat. 24 ad Ioinvillam p. 290.

205, 3. Γππους έξ Ίσπανίας] Iulianus ipse in hac Epistola ad Constantium, apud Ammianum l. 20 p. 168. Equos praebebo curules Hispanos, et miscendos gentilibus atque scutariis adolescentes lectos quosdam, etc. Equos Hispanos curules commendant Vegetius l. 4 artis Veterin. c. 6. Lex. 1. Cod. Th. de Equis curulib. Symmachus, Claudianus, et alii.

205, 20. τῷ μὲν Κοιαίστωρι] Marcelliuus l. 20 p. 170 de Leona: utque id facile formido intentatorum efficiens, velut magnis viribus fretus, in locum Florentii Praefectum Praetorio Nebridium, tum Quaestorem eiusdem Caesaris, promoverat, etc. Et l. 21 initio, de Iuliano: parvi igitur habitis quae per Leonam Constantius scripserat, nulloque arbitrio eius promotorum suscepto, praeter Nebridium, etc.

210, 7. τῆς κεφαλῆς το διάδημα] Id ipsum tradunt Philostorgius l. 6 c. 6 et alii quos ad eum laudat Gotho-

fredus.

206, 12. μετὰ γοαμμάτων] Has minaces litteras antea Iuliano missas scribit Marcellinus l. 20 p. 169. 1. edit. metsi longe probabilior Zonarae sententia.

206, 21. ἐν τούτοις] Haec paullo intricatiora in verne immutavimus: scripserat enim Wolfius: interea et uxor s moritur, suis, ut quidam aiunt, adhuc materfamilias

eius, sive ut alii, iam repudiata. ἐκβεβλημένη, expulsa e Palatio, interpretatus est Henricus Valesius. Decessit vero Helena postquam Iulianus ab exercitu creatus erat Augustus, ut testatur ipse Iulianus in Epist. ad Athen.

206, 31. της γενεθλίου τοῦ σωτηρος] Ammianus lib. 21 ait Iulianum solemniter in Ecclesiam progressum feriarum die, quem celebrantes mense Ianuario Christiani Epiphania dictitant. Vide Valesium ad hunc locum, et utrumque nostrum Glossarium.

207, 10. Ζεὺς ὅταν] Eosdem versus recitat etiam Zosimus, apud quem ita secundus legitur: παρθενικῆς δὲ

Κρόνος μοίρη βαίνη ἐπὶ πέντε εἰκοστῆ.

207, 19. ἐν Μόψου κοήνη] Vide Scaligerum ad Euseb. 208, 1. προσέθετο τοῖς ἀρειανίζουσι] Hinc Eusebius in Chronico, quibus consentiunt historici, impietatem Aria-

nam, Constantii Imperatoris fultam praesidio, carceribus et variis afflictionum modis omnes non suae partis Episcopos persecutam scribit. Hinc etiam crebrissimae Luciferi

Calaritani in Constantium expostulationes.

208, 23.  $H\alpha\tilde{\nu}\lambda_{0}$  Socr. 2, 4 et 5. Theodorit. 2, 5. Sozom. 3, 3. Niceph. 9, 4. Theophan. p. 31. 32. Menaea et Synaxaria ad 6. Novembr.

209, 1. Μακεδόνιος] Vita ms. S. Pauli Patr. Constantinopol. de Macedonio: οὕτω τοίνυν ταῖς τῶν Χριστιανῶν σφαγαῖς ὁ τῆς ἐκκλησίας ἐχθρὸς τοῖς ἐκκλησιαστικοῖς θρόνοις ἐγκαθιδρύεται· καθ' ὅν δὴ καιρὸν καὶ Κωνστάντιος τὴν μεγάλην ἐκκλησίαν, ἐπώνυμον δὲ αὐτῆ

ή του Θεού Σοφία, νεουργεί.

209, 13. 'Ανδοξου] De hac translatione reliquiarum 35 SS. Andreae et Lucae agimus in nostra Constantinopoli 1. 4 sect. 5, in cuius quidem S. Andreae mentionem cum hoc loco inciderimus operae pretium videtur monere lectorem in eodem opere, eademque sectione n. 5 perperam aedem S. Andreae τῆς Κοίσεως, vel ἐν Κοίσει, inter aedes eius dem Apostoli repositam, cum is sit Andreas, qui sub Copronymo multa ob cultum sacrarum imaginum passus a ty ranno, in urbe mortuus est. Illius vitam descripsit Metaphrastes, festum vero agunt Graeci 17. Octohr. Huic igitur

Sancto Andreae aedem Constantinopoli exstruxit Theodora Raulaena Protovestiaria, ut ibidem monemus. Est autem Raulaena gens, a sui primordio, ex Francis nostris orta, quod pluribus docuimus in Notis ad Alexiadem Annaeam p. 239, unde eo lubentius hic describendi videntur Maximi Planudis Monachi, viri inter Graecos recentiores celeberrimi, versus aliquot in hancce aedem scripti, in quibus Theodorae stemma prosequitur, haud ingrato forte lectori parergo, cum ad urbis maximae descriptionem, quam nuper dedimus, pertineant. Hos autem eruimus ex codice Thuanaeo, ubi huncce titulum praeferunt. [Epigramma quod sequitur versusque iambicos negligenter ex cod. Colbertino 5018 ediderat Ducangius, cuius errores correxit Boivinus in Annot. ad Nicephorum Gregorum vol. 2 p. 1184 ed. Bonn.]

## EIC TON NAON TOY AFIOY ANAPEOY HPREAETEIOI,

δν ανέγειρεν αὐτῷ ή Πρωτοβεςτιαρία.

Πειθομένη σε δόμοισιν έν ούρανίοισιν άληθῶς ψυχῆ ναιετάειν, 'Ανδοέα κλεινότατε, καὶ τῷ σώματι σεῖο νεὼν ἐδομήσατο τόνδε κάλλεσιν ούρανίοις έν χθονί λαμπόμενον, ή πάσαις ένὶ θηλυτέρησι σοφή Θεοδώρα, αμφοτέρων τε λόγων κύδος αναψαμένη. ής γενέτης μεν ξην Καντακουζηνός Ἰωάννης, μήτης δ' Εύλογίη άξιη εύλογίης, σύγγονος οὖσα Παλαιολόγου Μιχαὴλ βασιλῆος, οδ γόνος 'Ανδρόνικος πλεΐον ανακτος αναξ. κοινωνός βιότου δὲ Ῥαούλ πέλεν Ἰωάννης, τιμήν είληφως Πρωτοβεστιαρίου. αύτη χηροσύνην .... έστερξεν αμέμπτως, έτρεφε νωλεμέως Χριστον έν ένδεέσι, δόγματος ὀρθοτόμοιο χάριν πάθεν ἄλγεα πολλὰ τίμα καὶ φιλίην ώς τις ἐφημερίων. τοίη τῷ τοιῷδε τοιόνδε σοι είσατο νηὸν, 'Ανδρέα, και σύ χάριν πλούσιον αντιμέτρει. dem lambi in eandem S. Andreae aedem: ξπιγραφαί δηλούσι τὰς τῶν πραγμάτων

ŀ

καὶ τῶν προσώπων ἐν γραφαῖς παραστάσεις, έπιγραφη δίδωμι κάγω μανθάνειν, τίς και τίνων πέφυκα και τίνος τύχης. ή κλήσις οὖν μοι τυγχάνει Θεοδώρα, Καντακουζηνή καὶ Παλαιολογίνα. Κομνηνή, Ραούλαινα, πρός δε τοῖς έφυν Καντακουζηνοῦ θυγάτης Ίωάννου, Κομνηνοφυούς άγγελωνυμουμένου, ος Ίωαννίκιος έκ μονοτρόπων στολής ἐπλήθη, πάντα συμμεθαρμόσας. ην δ' ούτος αυτός υβιδους Ίωάννου σεβαστοκράτορός τε φυλης τ' 'Αγγέλων, πορφυρογεννήτου δὲ παῖς Θεοδώρας ήν ούτος αύθις, ή δε παῖς Αλεξίου, τοῦ καὶ μεγάλου Κομνηνοῦ βασιλέως, μήτηο δέ μοι καύχημα πασῶν μητέρων, ήν ή Κομνηνή καί Παλαιολογίνα, είρηνική τις Είρηνη φερωνύμως, **ὅμαιμος οὐσα Μιχαηλ βασιλέως** Παλαιολόγου του Κομνηνού γνησία, ην Εὐλογίαν έκ στολης μονοτρόπων μετωνόμασαν, οὐδὲ τοῦτ' ἀπεικότως. ην δ' αρ έκείνη διάσημος έγγόνη Παλαιολόγου δεσπότου τ' Αλεξίου, καὶ βασιλίσσης Εἰρήνης τῆς Αγγέλου, θυγατρός 'Αλεξίου τοῦ βασιλέως' καί σύζυγός μοι Κομνηνός Ίωάννης 'Ραούλ δ Δούκας, "Αγγελος, Πετραλίφας, ποωτοβεστιάριος έκ της άξίας, έκείθεν έλκων πατρόθεν και μητρόθεν - τὸ τοῦ γένους βίζωμα σειράν χρυσέαν, όθεν κατήγον καὶ γονεῖς ἐμοὶ γένος. αδελφιδής δ' ήν ούτος υίος του Δούκα ανακτος Ίωάννου, του και Βατάτζη.

Iambi alii in idem argumentum.

αν ώς μεταλλεύς του γένους μοι την φλέβα Ιχνοσκοπών τις Ιστορείν γνώμην έχη,

36

ου ψηγμάτων σύστημα λεπτών θηράσει, σκευῶν δὲ συχνῶν ἡλίκων χουσηλάτων είς ταυτό συμφόρημα πάμπλουτον χάριν, καὶ χουσέας δ' αν εθκλεεῖς σειράς μάθοι, άλλων ἀπ' ἀρχῶν συμπλακείσας είς μίαν, έξ ής έμαιώθην τε καί τὸ φῶς ἔγνων, δώρον Θεοῦ λαχοῦσα τοῦτο μυρίον, καὶ Θεοδώρα συγκατωνομασμένη. πατρύς γαρ ηθμοίρησα συντόμως φράσαι Καντακουζηνών έκ γένους Ίωάννου Κομνηνοφυούς αγγελωνυμουμένου, ος Ίωαννάκιος έκ μονοτρόπων στολης έκληθη, πάντα συμμεθαρμόσας. θυγατριδούς δε κλεινός ήν Ίωάννου, τοῦ φύλον ἀνάγοντος είς τοὺς Αγγέλους ανημμένου τε των Σεβαστων το κράτος, ου αυ προάγει πρός το φως Θεοδώρα ή πορφυρανθής θυγάτης 'Αλεξίου Κομνηνάνακτος του μεγάλου συν δίκη. μήτηο δέ μοι καύχημα πασών μητέρων, ην η Κομνηνη και Παλαιολογίνα είρηνική τις Είρηνη φερωνύμως, **ὅμαιμος οὐσα Μιχαὴλ βασιλέως** Παλαιολόγου τοῦ Κομνηνοῦ, πλην ὅσον μείζων έκείνη κόσμος ὄφθη τῷ κράτει, η παν εκείνη το κράτος του συγγόνου. ταύτην προσεῖπον ἐκ στολῆς μονοτρόπων ώς εύλογίας άξίαν Εύλογίαν. 'Aleξίου δ' ήν εγγόνη του δεσπότου Παλαιολόγων κατιόντος έκ γένους, καὶ βασιλίσσης Εἰρήνης ή δ' αὖ πάλιν ήνθησε πατρός γνησίως 'Αλεξίου σηπτρα πρατούντος έκ γένους των Άγγέλων, πατρός μεν οὖν μητρός τε ταὐτό μοι κλέος. εί δ' ἀτρεκώς χρή καὶ τὰ συζύγου λέγειν, Κομνηνός ούτος ήν 'Ραούλ Ίωάννης, σέμνωμα δουκών, "Αγγελος, Πετραλίφας, δο ἀρετής είληφεν άθλον άξίαν

37

πρός τοῦ πρατοῦντος Πρωτοβεστιαρίου, έκείθεν Είκων πατρόθεν καὶ μητρόθεν τὸ τοῦ γένους δίζωμα, καὶ πᾶσαν χάριν, ὅθεν κατῆγον καὶ γονεῖς ἐμοὶ γένος. ἀδελφιδῆς δ' ἦν οὖτος υίὸς τοῦ Δούκα ἄνακτος Ἰωάννου, τοῦ καὶ Βατάτζη.

209, 15. Καλλινίκου μάρτυρος 'Αρτεμίου Ut tum primum repertae sint SS. Andreae et Lucae reliquiae, et in urbem allatae, ita narrat scriptor vitae eiusdem S. Artemii ineditus: ώς δὲ ἐν Ὀδουσοῖς ἐτύγχανε γεγονώς (Constantius), ένθα πόλιν κτίσας 'Αδριανός ὁ βασιλεύς την έαυτου καταλέλοιπε τῷ τόπῳ προσηγορίαν, ἐπύθετο πρός τινος των Ἐπισκόπων ως τὰ σώματα των τοῦ Χριστοῦ 'Αποστόλων 'Ανδρέου τε καὶ Λουκᾶ ἐν 'Αχαία τεθαμμένα τυγχάνουσιν, 'Ανδρέου μεν εν Πάτραις, Λουκά δε εν Θήβαις της Βοιωτίας. ώς οὖν ήκουσεν ὁ βασιλεὺς ταῦτα Κωνστάντιος, ήσθη τε τῷ λόγῳ καὶ ἐπὶ μέγα ἐβόησε, καὶ πρὸς τοὺς παρόντας ἔφη, Καλέσατέ μοι τὸν φίλον Αρτέμιον τοῦ δὲ ταχέως παραγενομένου, Συγχαίρω σοι, έφη, ανδοών απαντων θεοφιλέστατε, ο δε προς αυτον, Καὶ είης μοι χαίρων, ο βασιλεύ, διὰ παντὸς, καὶ μή ποτέ σε τῶν λυπηρῶν τι καταλήψοιτο. καὶ ὁ βασιλεὺς, Ζητείς δέ τι χαριέστερον, ο φίλων άριστε, της των σωμάτων των του Χριστου Αποστόλων ευρέσεως; Καὶ δ μέγας 'Αρτέμιος, Τίς καὶ πόθεν, οι δέσποτα, ο τουτον ήμιν τον θησαυρον φανερώσας την τήμερον; Καὶ ὁ Κωνστάντιος, ὁ τῆς 'Αχαΐας, ἔφη, Έπισκοπος, ὁ νῦν ἐφορεύων έν Πάτραις άλλ' ἄπιθι, άνδρῶν ἄριστε, καὶ τὸ τάχος εν Κωνσταντινουπόλει μοι την τούτου ανακομιδήν ποίησον. ταῦτα ἀκούσας παρὰ βασιλέως ὁ μέγας Αρτέμιος την έπί τους Αποστόλους όδον επορεύετο, τὰ τούτων ανακομισόμενος αγια λείψανα δ δη και μάλα θαυμασίως ανακομισάμενος, έν τῷ παρὰ τοῦ Κωνσταντίο" έκ βάθρων έξοικοδομηθέντι ναώ, έπὶ τω των 'Αποστό λων δνόματι, παρά τω του πατρός τάφω ταυτα κατέ θετο. καὶ γέρας τε αὐτῷ τῆς λειτουργίας ὁ βασιλεύς δεηθέντων των Έπισκόπων, την της Αιγύπτου παρέσι ἀρχήν.

209, 23. μητρομανίας Philostorg. 4, 7.

🔄 209, 25. καὶ λόγοις ωμιληκέναι] Id de Constantii eruditione prae caeteris testatur Lucifer Calaritanus lib. Moriendum esse pro Dei filio p. 329. Nos sumus tantum sacras scientes litteras, noster sermo est communis, contra vester politus, ornatus, qui etiam dici mereatur disertus, etc.

210, 1. καί οί προϋπήντησε | Marcellinus l. 22 initio: Exceptus igitur tertio Iduum Decembrium verecundis Senatus officiis, et popularium consonis plausibus, stipatusque armatorum et togatorum agminibus, velut acie duceba-

tur instructa, etc.

[210, 7. V. supra p. 39.]

210, 22. πουρέα Marcellinus I. 22. Evenerat iisdem diebus, ut ad demendum Imperatoris capillum tonsor venire praeceptus, introiret quidam ambitiose vestitus; quo viso Iulianus obstupuit; Ego, inquit, non Rationalem iussi, 38 sed tonsorem acciri. Vide Socratem et Cedrenum.

211, 3. αὐτίκα είς προῦπτον ἐξερράγη Ἑλληνισμον] Eunapius in Maximo: πεμφθείς δε Καΐσαο επί Γαλατίας, ούχ Γνα βασιλεύη τῶν ἐκείνη μόνον, ἀλλ' Γνα ἐν τῆ βασιλεία διαφθαρή, παρά δόξαν απασαν έκ της των θεων προνοίας ανήνεγκεν, πάντας μεν λανθάνων ότι θεραπεύει θεούς.

211, 7. λέγεται γάο | Ex his illustratur Eunapius in Maximo: τότε δὲ ὁ μὲν Ἰουλιανὸς τῷ θειστάτῳ lεροφαντων συγγενόμενος, καὶ τῆς ἐκεῖθεν σοφίας ἀρυσάμενος χανδον, ο μεν υπο τον Κωνστάντιον απήγετο σφοδρώς, ώς παραβασιλεύς είς τον Καίσαρα. Infra: τον ίεροφάντην μετακαλέσας έκ της Έλλάδος, και σύν έκεινω τινα μόνοις γνώοιμα διαπραξάμενος, ἐπὶ τὴν καθαίρεσιν ἡγέρθη τῆς Κωνσταντίου τυραννίδος. Μοχ: ὡς δ' οὖν καθείλε την τυραννίδα Κωνσταντίου, και τον ιεροφάντην απέεμψεν ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα, καθάπεο θεόν τινα. Proinde is st hierophantes quem vatem et praestigiatorem vocat Zonaras.

211, 14. μαθημάτων μετέχειν | Socrat. 3, 11. 14.

'heodorit. 3, 7. Niceph. 10, 4. 23—25. 211, 19. 'Απολλινά οιος] Socrat. 2, 14.

211, 24, οὖτος καὶ τὸν ἐν Ἰεροσολύμοις Philostor-

οόμενος, εὖοον ἐξάπινα κείμενον τὸν θεήλατον εξ ἀφανοῦς γὰρ ἀκόντιον φέρουσιν κατ' αὐτοῦ, καὶ διὰ τοῦ βραχίονος εἰς τὴν πλευρὰν διαδραμὸν εἰσέδυ, ἐξ ἦς πληγῆς τὸν βίον κατέστρεψεν, ἀδήλου τοῦ ἀνελόντος αὐτοῦ γενομένου καὶ τὸν μὲν τὴν δικαίαν ἐκείνην ἐπενεγκόντα πληγὴν οὐδεὶς ἔγνω μέχρι καὶ τῆς σήμερον. ὅμως δὲ εἴτε ἄνθρωπος, εἴτε ἄγγελος τοῦτο δέδρακε, τοῦ θείου νεύματος ὑπηρέτης γέγονεν.

215, 22. πορέσθη τι Ναζωραΐε] Ita codd. omnes. At

Philostorgius haec ad solem iactasse verba ait.

215, 25. προαστείφ] Zosimus l. 3 p. 733 ἔν τινι Ταρσοῦ προαστείφ. Inscriptionem vero sepulchri paulo aliter recitat idem Zosimus:

Ιουλιανός μετὰ Τίγριν ἀγάρροον ἐνθάδε κεῖται,

άμφότερον, βασιλεύς τ' άγαθός πρατερός τ' αλχιμητής.

216, 1. είς τὴν βασιλίδα πόλεων] Chronicon ms. ab Adamo ad Leonem Philosophum ἀπεκομίσθη δὲ αὐθις είς Κωνσταντινούπολιν, καὶ ἐτέθη ἔνθα καὶ τοῦ Ἰοβιανοῦ ἐν λάονακι πορφυρέω κυλινδροειδεῖ μετὰ Ἑλένης τῆς θυγατρὸς τοῦ Κωνσταντίνου καὶ γυναικὸς αὐτοῦ.

216, 3. ἐπὶ τοῖς τυχοῦσιν ἐπαινεῖσθαι βουλόμενος] Ammianus 25 de luliano: Vulgi plausibus laetus, laudum

etiam ex minimis rebus intemperans appetitor, etc.

216, 6. καὶ μάλιστα τῆς περιττοτέρας] Ammianus: Studiosus cognitionum omnium.

Ib. περί δὲ τὴν δίαιταν] Ammianus: Hoc autem temperantiae genus crescebat in maius, iuvante parcimonia ciborum et somni, quibus domi forisque tenacius utebatur. Namque in pace victus eius mensarumque tenuitas erat recte noscentibus admiranda, etc. ubi pluribus in Iuliani praeclaras animi dotes excurrit.

216, 14. Φουγίαν Aσίαν habet hoc loco Ioannes Malela Antiochenus ex Eutychiano Cappadoce Chronograph qui Iuliani expeditioni interfuit: cuius verba recitat etia Chronicon Alexandrinum, ubi tamen pro Aσία codex e

tus 'Pαδία praesert.

216, 30. Βαρωνιανοῦ] Marcellinus l. 25. Erat en Varroniani notissimi Comitis filius.

217, 4. οὐ προσηκούσας 'Ρωμαίοις σπονδάς] Vide An-40 notata ad Marcellinum l. 25 ab Valesio p. 309. edit. 1. ubi etiam de Nisibi Persis reddita, Syriae propugnaculo.

217, 15. των Χοιστιανών legeis] Philostorg. 7, 5.

Socrat. 3, 20. Theodor. 4, 2. Sozom. 6, 3.

217, 18. 'Αθανάσιον] Socrat. 3, 20. Theodor. 4, 2.

Sozomen. 6, 5. Vita S. Athanasii, etc.

217, 19. μύκητας δηλητηρίους] Similia habet ex veteri scriptore Suidas. At Chrysostomus hom. 15 in Philip. δηλητηρίοις φαρμάποις extinctum tradit.

217, 20. έξ οΐνου καρηβαρών] Ammianus: Edax et

vino venerique indulgens.

Ib. Pοδανός] Id ipsum pluribus narrat Chronicon Ale-

xandrinum p. 700.

Ib. τὸ μνῆμα κυσμήσας] Ammianus 25 p. 305. 306. Socrat. 3, 22. Philostorg. 8, 1. Theodor. 4, 4. Sozom. 4, 6.

217, 21. ἐν οἰκήματι] Ita Ammianus p. 308. Philo-

storgius 8, 8.

217, 22. εlς Δαδάστανα] Qui locus Bithyniam distinguit et Galatas. Ammian. Theodor. 4, 4 etc.

218, 4. την Νικαίαν] Eunapius in legat. Βαλεντινια-

νοῦ ἀνάρρησις ἐν Νικαία τῆς Βιθυνίας γίνεται.

218, 6. Σαλλουστίω Zonarae consentit Zosimus: at Marcellinus 1. 25 non tunc temporis, sed post Iuliani mortem Imperium omnium consensu delatum esse Sallustio scribit. Vide Valesium ad eundem scriptorem p. 305 et Iacobum Gothofredum ad Cod. Theod. in Prosopogr.

218, 13. εὐσεβης μὲν] Ammian. Christianae legis

idem studiosus.

218, 14. ἀγαθοθελής] Ammian. Magisque benevolus. Erat Iovianus vasta proceritate et ardua, adeo ut diu nul"m indumentum regium ad mensuram eius aptum invenitur, inquit Ammianus: incurvus tamen, ut idem testatur.
218, 16. γραμμάτων οὐκ ἄπειφος] Ammian. Medio-

iter eruditus.

218, 21. ะไฮะ หลิบ] Cedrenus, ะไฮะ, หลิบ ทูงขับ สับ-พอรู. Quae ita vertit Xylander, esto, dummodo homo TABAS VI. sit. At tres mss. regii alds praeserunt. Sed haec quid sibi velint, se nescire fatetur Wolstus: nec ego plane scio.

218, 23. Βυζάντιον ἀναπομισθείς] Ammianus l. 26 p. 332. Philostorg. 8, 8.

219, 4. τριβοῦνον ἀριθμοῦ] Chronicon Alexandrinum, de Valentiniano: πέμψας εἰς Σηλυμβρίαν, ποιήσας αὐτὸν ἐκεῖ Τριβοῦνον ἀριθμοῦ. Locum stellula notavit apud Zonaram Wolfius ut mendosum: at ἀριθμὸς hoc loco idem valet quod numerus, seu cohors. Palladius in vita Chrysostomi p. 32 ἡλθέ τις ἀφηγούμενος ἐνὸς ἀριθμοῦ. Occurrit apud eundem p. 84. Sozomenus 1, 7. τὰ Ῥωμαίων τάγματα, ὰ νῦν ἀριθμοὺς καλοῦσιν. Adde Synaxaria ad 7. Maii, Novell. 85, 1. Nicephor. 9, 9 etc. Numeri militares apud Latinos scriptores occurrunt passim, uti indicavimus ad Alexiad. p. 423 et in Gloss. med. Graecit.

219, 10. Οὐάλεντα] Qui Βάλης dicitur Eunapio in

Maximo: in legat. Οὐάλης.

- 219, 17. ἔτι περιούσης καὶ προτέρας] Vide quae de hisce binis Valentiniani nuptiis observamus in Familiis Augustis Byzant. quibus haec addo, id etiam perhiberi a Theodoro Studita lib. 1. Epist. 24 apud Baronium an. 808 n. 14.
- 219, 18. 'Iovorlva'] Ariana. Sulpitius de vita S. Martini l. 3 de Valentiniano: ad animum illius immitem ac superbum uxor accesserat Ariana. Fortunatus 3.

Instat ad haec uxor, cui tunc erat Arrius autor.

- 219, 21. Eὐδοξίου] Socrat. 4, 13. Sozomen. Theodorit. etc.
- 219, 25. 'Αμβρόσιον] Socrat. 4, 25. Sozom. 6, 24.
   Niceph. 11, 32. Paulinus in vita Ambros. Theophan. p. 51.
   220, 1. Βερνίκη Ita mss. Βερενίκη in Chron. Alexandr.
- 220, 13. πηρύπων αὐτοῦ προαγόντων] Vide Cuiac. l. 7 observat. cap. 6 et Gothofred. ad l. 13 S. 6. D. de Iureir ubi de hoc more traducendi reos cum voce praeconis s lus indicantis, vel titulum seu genus criminis adscribendi

220, 20. ὀγδοήποντα πρὸς τέσσαρσιν] Sic mss. omn At Victor in Epitome et Ammianus 1. 30. Valentinian aiunt mortuum anno aetatis 55. Socrates vero et Sozon nus an. 54 quomodo emendandos codices Zonarae censent plerique.

220, 27. Δομνίνα πειθόμενος] Theodorit. 4, 11.

220, 29. ""võçes legarinol" Socrat. 4, 13. Sozom. 6, 14. Theodor. 4, 22. Niceph. 11, 16.

220, 32. ἄχοι Δακυβίζης] Nicetas lib. 5. Thesauri orthod. fidei cap. 34, qui rem narrat, Dacidizen vocat, et maritimae Bithyniae locum esse ait.

121, 1. Γρηγόριος] Orat. ad 150 Episcopos.

lb. οίοι νῦν πολλοί περί τὰ βασίλεια Idem Zonaras, et ex eo Balsamon ad Can. 96. Trullanae Synodi, et Matthaeus Blastares litt. T. cap. IX scribunt Graecos sui temporis non modo studium omne suum posuisse ut comas componerent nodisque implecterent, sed et croceo medicamine crinem tinxisse, ut est apud Lucanum lib. 3, ut olim meretrices Romanae soli expositum rutilasse, atque adeo saepe adscititias comas, quas exuvias alieni capitis scite vocat Tertullianus, adsumpsisse: unde et τριχοβάπτας et τριγοπλάστας hos vocant iidem scriptores. Capillos vero nutrivisse Constantinopolitanos vel ex eo patet, quod Theophilus Imp. cum recalvaster esset, rarioresque crines haberet, lege lata sanxerit ut omnes ad cutem usque tonderentur, nec ulli Romanorum fas esset ultra collum demissos gestare, ut narrat continuator Theophauis lib. 3 n. 17. Liuthprandus in legatione, de Nicephoro Phoca Imp. Graecorum Rex crinitus, tunicatus, manicatus, teristratus, mendax, balnea bibens: Francorum Rex contra pulcre tonsus, a muliebri vestitu veste diversus, palliatus. Et alio loco, de Graecis: Manicati enim, fasciati, fibulati, criniti, talari tunica induti penes nos equitant, incedunt, mensae Hinc apud Byzantios frequens decalvationis poena, nobilibus passim irrogata legitur, quibus etiam non forcipe taxat crines adimebantur, sed et interdum ad maiorem ominiam urebantur, apud Anonymum Combesisianum in ij ne Sapiente.

221, 5. λέγεται γοῦν] Istius miraculi memoriam agunt 6 eci 19. Ianuarii. Menaea: ἀνάμνησις μεγίστου θαύματο ὅτε ὁ μέγας Βασίλειος διὰ προσευτῆς ἀνέωξε τὰς πύλας τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας, καὶ παρέθετο αὐτὴν τοῖς ὀρθοδόξοις.

229, 9. πρὸς Μίμαντα] Versus alii apud Ammianum lib. 29 p. 388 ἐν πεδίοισι Μίμαντος.

222, 16. τὸν "Ομηφον] Odyss.  $\gamma'$ , 172 ἢ ὑπένερ $\mathfrak{d}$ ε Χίοιο, παρ' ἠνεμόεντα Μίμαντα.

222, 22. τῶν οὖν Σκυθῶν] Eunapius in Maximo: ὅτε γὰο Βασιλεὺς ἐν μεγάλη τῶν Σκυθῶν μάχη ξένον τινα ἡφανίσθη τρόπον, ώστε οὐδὲ ὀστέον εἰς ἀναίρεσιν ἀνευρέθη.

222, 26. ὁ μέντοι ἄγιος Ἰσαάκιος] Praedixerat etiam Maximus Sophista Valentem Imperatorem post promiscuam et multiformem omnium caedem, novo et inusitato mortis genere extinctum iri, inhumatum, et sepulchri honore carentem. Idem Eunapius in Maximo.

223, 3. Προκόπιος] Vide Eunapium in Maximo p. 105.

Ib. Ποοκόπιος ὁ ἀνεψιὸς Ἰουλιανοῦ] Ammianus 1. 26 p. 318. Insigni genere Procopius in Cilicia natus et educatus, ea consideratione, qua propinquitate Iulianum postea principem contingebat a primo gradu eluxit. Vide Philostorg. 1. 9 c. 5. Socrat. 4, 3. Sozomen. 6, 8. Zosim. 4 p. 376. Themist. orat. 9 etc.

223, 27. Νυμφαῖον] De quo, ut et de aquaeductu 42 Valentis, pluribus egimus in Constantinopoli Christ. lib. 1 sect. 25 et 26. Utrumque attigit et praedicat Themistius orat. 11 nuper edita, in Decennali eiusdem Valentis p. 151. Πυνθάνομαι γοῦν αὐτὸν πολυπραγμονεῖν μεθ' ἡδονῆς τὸν ἀριθμὸν τῶν νυμφῶν καὶ τὴν πορείαν, ὅπως σου ἐξηγουμένου καὶ ὁδηγετοῦντος, αί μὲν ἔνθεν, αί δὲ ἔνθεν ἐξαναστᾶσαι, ξεναγῶνται ἐπὶ τὸν Βόσπορον, etc. Infra: καὶ οὕτε πέτραι αὐτὰς ἀνείργουσιν, οὕτε συνάγκη, οὕτε ὀρῶν κορυφαὶ ἡλιβάτων, οὕτε κρημνοὶ ἀπορρᾶ; οὕτε φάραγγες ἀφεγγεῖς ἀλλὰ τὰ μὲν ὑποδραμοῦσαι, ἀ δὲ καὶ μετέωροι διαπτᾶσαι, συνεφοίτησάν τε εἰς ἕνα ἐρον, καὶ ἡσπάσαντο ἀλλήλας, καὶ ἔθεντο ὁμολογίαν ιπορεύεσθαι εἰς τὸν νεὼν τὸν τῷ ὀνόματι Κωνστι ΄νου, τῷ δὲ ἔργῷ Οὐάλεντος ἤδη· τὴν γὰρ αἰτίαν ἔκο ν

ένδίκως ούχ ό ἀπαρξάμενος ἀναφέρεται, ἀλλ' ό τελειώσας τὸ πρότερον δὲ, ὡς ἔοικε, ψευδώνυμος ἦν, καὶ έγρώμεθα τῆ τοῦ ὄλβου προσηγορία πουφολογοῦντες. ἐξ οδ δὲ ή ση χορηγία, καὶ ή ση φιλοτιμία, τὰς νύμφας ήμιν είσκαλεί καί είσοικίζει, οὐκ ὅλβιοι μόνον, ἀλλὰ καί τρισόλβιοι ήδη. Ubi νεών τον τω ονόματι του Κωνσταντίνου, templum Constantini nomine donatum, Nymphaeum videtur appellare, quod eiusmodi ύδρεῖα, seu aquarum receptacula, Nymphis dicata, templi vicem obtinuerint: in illud porro aquas aquaeductus Valentiniani deductas: velle quod prius Constantini nuncupabatur, cum eiusmodi Nymphaea in urbe complura is aedificaverit, quae ad quatuor recenset vetus urbis Descriptio. Id sane indicat Themistius dum aquaeductus Valentis aquas είς ξνα χώρον convenisse ait, easque eloculoat, qui quidem locus vel si mavis domus, non alia est, nisi fallor, a Nymphaeo. Vix enim putem per τον νεών Κωνσταντίνου urbem Constantinopolitanam intelligi. Eadem porro verborum formula utitur idem Themistius Orat. 13, quo loco a Valente conditum aquaeductum describit, cuius aquae, inquit, θυραυλούσι περιμένουσαι τον άρχηγέτην, ὅπως αν ἐκείνου ξενίζοντος εἰς τον νεών σφῶν κατασκηνώσειαν, εν φιπερ αὐτῷ καὶ ήραιστος συγγορεύει, καὶ ὁ σωτήρ, καὶ ή Πανάκεια.

224, 1. Λιβάνιος] Quae hic de Libanio et Iamblicho narrat Zonaras, babet etiam Cedrenus: sed vereor ne ea ad Maximum Sophistam referri debeant. Scribit enim Eunapius aliquot ex aulicis coniurationem iniisse adversus Valentem, ex nescio quo vaticinio, cuius interpretationem acceperant ab eodem Maximo, eiusce artis peritissimo, statimque, quod ille praedixeret, coniuratos detecta conspiratione, morti datos ab Imperatore, abreptum quoque Maximum, et Autiochiam, ubi tum degebat Imperator, transmissum, ibique a Posto Praeside iugulatum, ita ut ad Maximi caedem pertint quae sequuntur apud Zonaram: ἐξήτει καὶ αὐτοὺς την μαντείαν ποιήσαντας. Vide Ammianum lib. 29. 224, 2. ἀλεπτοφομαντείαν] Eadem habet Cedrenus. V. esium ad Ammianum p. 383 et Delrium lib. 4 disq. τic. quaest. 7 sect. 3.

224, 20. δυσπαραίτητος τὰς ὀργάς] Ammianus: Iniuriosus alias et iracundus.

224, 26. Γρατιανός] De Gratiano id lubet hoc loco adnotare quod de illo scribit Georgius Hamartolus in Chronico ms. Gratianum Imperatorem τοσοῦτον καὶ εὐστόχως καὶ ἐπιπολὸ τοξεύειν, ὡς λέγειν τινὰς, τὰ Γρατιανοῦ βέλη φρένας ἔχειν. Quo spectant ista Victoris in Epit. Fuit autem Gratianus literis haud mediocriter instructus: carmen facere, ornate loqui, explicare controversias Rhetorum more, nihil aliud die noctuque agere quam spieulis meditari, summaeque voluptatis, divinaeque artis credere ferire sibi destinata.

225, 14. τῶν Σκυθῶν δὲ] Sed et scribit Eunapius in legat. ad ipsam usque Constantinopolim venisse Scythas: ἤδη γὰο καὶ τὴν Κωνσταντινούπολιν κατέτοεχον, καὶ τοῖς

τείγεσιν ηνόγλουν περικαθήμενοι.

225, 18. ἡ δὲ Ἱσπανία] Ita codd. Regii, etsi manifesto errore. Nam Hispaniae nomine nulla urbs occurrit, ita út in eo erraverit Zonaras, quod Hispaniam ab Iberia distinxerit, cum Theodosius ex Italica Hispaniae urbe ortus fuerit.

226, 25. Θεοδόσιον] Georgius Hamartolus in Chronico ms. Θεοδόσιος σὺν τάχει πολλῷ τῷ βασιλεῖ τροπαιοφόρος παραστὰς, θεία ψήφω τὸ βασιλικὸν διάδημα προβάλλεται, Γρατιανού χειροτονοῦντος αὐτὸν, καὶ κοινήν τινα καὶ θαυμαστὴν περιεβλήθη πορφύραν, ὡς ἀρχαιότατος βασιλεύς καὶ ἐπειδὴ τοὺς ὤμους αὐτοῦ ὑπὲρ ἀνθρωπον ὑψηλοὺς ὄντας διαφόρου βασιλέως, χλαμύδας ἐνδύειν οὐκ ἐδύναντο πάντας γὰρ ὑπερέχων τῷ μεγέθει, πᾶσαν ἐσθῆτα διὰ τὸ ὕψος μικρὰν ἀπέφηνε, τέλος τῷ Κωνσταντίνου πορφυρίδι κοσμηθείς ἐξέλαμψεν, ἐκ τετραγώνου ἀρμοσάσης αὐτῷ. De Theodosii vero statura idem testatur Victoris Epitome: Fuit autem Theodosius moribus et corpo Traiano similis, quantum scripta veterum et picturae ε cent: sic eminens status, membra eadem, par caesaries ε

226, 23. Μαξίμον] De quo ita Sulpitius lib. 3 de s S. Martini: Maximus Imperator rempublicam gubernab vir omni vita praedicandus, si ei vel diadema non legiti

tumultuante milite impositum repudiare, vel armis civilibus abstinere licuisset. Sed magnum Imperium nec sine periculo renui, nec sine armis potuit teneri. V. Socrat. 5, 11. Theodor. 5, 13. Sozom. 7, 13.

227, 4. Edyévios] Socrat. 5, 24. Theodor. 5, 24.

Sozom. 7, 22.

227, 6. είς Θεσσαλονίκην] Theodorit. 5, 17. Sozom. 7, 24. Rufin. 2, 18. Paulinus in vita S. Ambros. Theophan. etc.

227, 20. νόμον ἔθετο] L. 13. cod. Theod. de Poenis. 43

L. 20. cod. lust. eod. tit.

227, 28. Evyeviov An ab hoc Eugenio, vel alio quodam eiusdem nominis nobili Constautinopolitano, appellationem habuerint porta et tractus eiusdem urbis, disquisitum in nostra Constantinopoli lib. 1. sect. 4. n. 1 et lib. 2. sect. 16. n. 35. Meminit praeterea tractus Eugenii Ptochoprodromus in versibus politicis Graecobarbaris contra Hegumenum, ex cod. reg.

αλλος δρα είς Πέραμαν, αλλος είς τ' Ευγενίου. Meminit etiam Sguropulus in Hist. Concilii Florentini sect. 4.

cap. 1.

228, 5. συναγωγήν] Vide nostram CP. ubi de Syna-

goga.

228, 11. καὶ ταύτην ἐμπίποησι] Aedem Deiparae sacram, in loco ubi erat Synagoga Iudaeorum, a Theodosio iuniore, alii a Marciano et Pulcheria aedificatam tradunt: de qua multis egimus in nostra Constantinopoli lib. 2. sect. 2. n. 9, ubi observavimus summa veneratione habitam, tum ob zonam Deiparae in ea asservatam (unde a nostris urbem obtinentibus vulgo appellabatur Ecclesia S. Mariae de Cinctura, vel de Cintura, ut docemur ex Innocentio III. PP. lib. 2. epist. 50. 58. 59 et 68) tum etiam ob imaginem rvatoris, quam τοῦ Αντιφωνητοῦ appellabant, et aliam iparae in eam aedem illatam, quam S. Germanus Patriha Constantinopolitanus in suo itinere Hierosolymitano, eiusdem Sanctissimae Virginis archetypa imagine ἀχειφο-ήτφ, columnae templi a SS. Apostolis Petro et Ioanne, Idae, sive Diospoli, in Palaestina in honorem ipsius ad-

huc superstitis exstructi, vivis coloribus divinitus impressa. curavit in tabula quadam depingi: quaeque circa finem Imperii Leonis Isauri, cum ab eodem Sancto Germano iam morti vicino, ob persecutionem Iconomachicam alto mari imposita esset, miraculo prorsus stupendo, Constantinopoli Romam transnatans, pervenit ad Papam Gregorium III. et similiter post integros centum annos, cessata eadem persecutione, sub Imperatrice Theodora, Theophili Imp. vidua, eodem miraculoso transnatationis modo, ultro ac sponte sua remigravit Constantinopolim, ubi in templo Chalcopratiano collocata. et 'Ρωμαία cognominata, summam venerationem, et solennem memoriae reditus sui celebrationem quotannis die octava Septembris promeruit. Historiam narrat Anonymus ms. Cur autem 'Poμαία haec imago dicatur docemus in Gloss. med. Graecit. in Ῥωμαῖον μάρμαρον. Addendum praeterea videtur, Synaxaria mss. observare, die Dominico post natalem Domini, celebrari festum SS. losephi, Deiparae, Iacobi, et Davidis Prophetac, eorumque Synaxin ἐν τῆ ἀγιωτάτη μεγάλη εκκλησία, και εν τω Αποστολείω Ίακώβου του άδελφοθέου, ενδον τοῦ σεβασμίου οἴκου τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου των Χαλκοπρατίων.

229, 6. τοις 'Αντιοχεύσι] Sozom. 7, 23. Theodor.

5, 19.

229, 23. ἐν τῷ τῆς ἁγίας ἀναστασίας ναῷ] Georgius Hamartolus in Chronico ms. ἐπὶ Θεοδοσίου τοῦ μεγάλου Γρηγόριος ὁ Θεολόγος τὴν νῦν ἐκκλησίαν ἀναστασίας τῆς μάστυρος εὐκτήριον οὐσαν μικρὸν, τοὺς ὀρθοδόξους ἐδίδαξεν. ἀναστασίας δὲ τὸν μέγαν οἶκον ὁ ἱστορῶν φησὶ ἀνομάζεσθαι ἢ διὰ τὴν τῆς ὀρθῆς πίστεως ἀνάστασιν, ἢ διὰ τὸ γυναῖκα ἐγκύμονα πεσοῦσαν ἄνωθεν τελευτῆσαι· κοινῆς ὑπὸ τῶν ὀρθοδόξων γενομένης εὐχῆς ἀναστῆναι τὴν τελευτήσασαν. Huiusce porro aedis meminit praeterea auctor ms. vitae S. Isaacii Monachi ex Monasteri Dalmati, ubi de S. Gregorio Theologo: ἐπισυνάγει καὶ ἐπιστηρίζει τὸν λαὸν διὰ τῆς διδαχῆς αὐτοῦ ἐπὶ τὴν ὀρθοδοξον πίστιν· ὅπερ εὐκτήριον μετὰ ταῦτα ἐκ βασιλικῆ φιλοτιμίας μεγαλυνθὲν ἀναστασίαν ἀνόμασαν. Eanderetiam ἀνάστασιν interdum appellari ibidem docuimus, qu

appellatione donatur ab Innocentio III. PP. lib. 11. epist. 48. 49. 50. 51. 52 et 53, in qua Collegium Canonicorum erat, dum urbem Franci nostri obtinebant. Sed de hac aede pluribus egimus in nostra Constantinopoli lib. 4. sect. 7. n. 3. quam, ex scriptoribus ibi laudatis, in maiorem amplitudinem instauratam a S. Marciano, qui Leone M. imperante vixit, dixeram, priusquam incidissem in vitam ms. eiusdem S. Marciani, ex qua docemur S. Marcianum S. Anastasiae aedem sacram erigere cogitantem, emisse domum amplissimam in medio urbis foro sitam a quadam vidua Antiochena, Nico appellata, duobus aureorum millibus. At cum illam facti poeniteret, pactum ultro Marcianum dissolvisse: tum vero ad aedem olim a Gregorio conditam, et Sanctam Anastasiam seu potius Anastasin appellatam, et in Domnini Porticibus sitam, animum appellentem, eidem aedi aliam S. Anastasiae Martyri sacram adjungere decrevisse: τον μέν ήττω καὶ παλαιον ἐκεῖνον ναον ἐπὶ τοῦ προτέρου σγήματος καταλείπων, ϊν' ούτω μαλλον είς θέαν απασι κείμενος, τυανότερον ή γλώττα την του Θεολόγου προφητείαν άνακήρυττη άλλον δε αυτώ επεγείρει μέγιστόν τε καί κάλλιστον, πυπλώμενον στοαίς ποιπίλαις, προαυλίοις τε άμα και ύπαθροις διαλαβών, priorem illam aedem in eadem qua erat forma relinquens, ut cum ita omnibus conspicua esset, Theologi Prophetiam clarius lingua publicaret, aliam eidem adiunctam exaedificavit, amplissimam et elegantissimam, porticibus variis circumdatam, vestibulis et atriis universum opus comprehendens: tum quanta intus magnificentia, quantoque ornatu nituerit pluribus describit, ut et Encaeniorum pompam et apparatum. Fuit autem ista Anastasia, quam φαρμαπολύτριαν vocant, ut ibi docemus. Eadem vita ms. S. Marciani de eadem S. Anastasia: ἡ καὶ μάλιστα έναργῶς τοῖς σπουδαιοτέροις έν αὐτῷ διαφαινομένη α τοῦ συνήθους σχήματος καὶ τοῦ είδους, οὐκ ὄναρ ου, αλλα και υπαρ, πάθεσι τε και δαίμοσι και νοσήσι φυγής αίτία καθίστατο, φαρμακείας τε καί άλλοις ωῖς φάρμαπόν ἐστιν ἀτεχνῶς ἄμαχον. Porro nescio an eundem S. Marcianum et eius aedem sacram pertineant 'mi Planudis Iambi, hoc titulo: είς τον ναον των άγίων

45

Μαρκιανοῦ καὶ Μαρτυρίου, quos hic apponam, quia necdum editi.

τολμάς καθέλκων καὶ θεὸν δοκῶν σέβειν, σαυτήν λέληθας κτίσματος φύσιν σέβων, οὐ κτίσμα ταυτὸν καὶ θεὸς μή πω τόσον, ἔξω φρενῶν πέσοι τις ὡς εἴποι τόσοι, μεμνημένος σου τοῦ θεηλάτου μόρου.

## Iambi alii eiusdem:

κακῶς 'Αρείω ταυτὰ πεφρηνικότος, ἄνδρες φονῶνται πλῆρες αίμάτων στίφος, καλῶς θεοῦ προύμπεμψαν ύμᾶς εἰς δόμους, καὶ γὰρ θεοῦ μὲν οἶκος ὑμᾶς ἀμφέπει, τοῖς δ' οἶκος 'Αιδου καὶ τὸ μυρίον σκότος.

230, 1. δευτέρα σύνοδος] Socrat. 5, 8. Sozom. 7,

7. 8 etc. Chron. Alex. p. 706.

230, 5. Γρηγόριος Socrat. 5, 7. Sozom. 7, 5. Niceph. 12, 7. Theoph. etc. Ut porro Gregorius Theologus a Graecis effingatur, docent Menaea et Synaxaria ad 25. Ianuarii.

230, 10. τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας ἐξέκοψαν] Ita aedem Sophianam indigitat, ut Nicephorus Constantinopolit. in Breviario sub fin. προόδου κατὰ τὸ εἰωθὸς ἐπὶ τὴν καθολικὴν ἐκκλησίαν γενομένης, ὑπάτειαν ἐποίησαν. Vide Gloss. med. Graecit. in Καθολική.

230, 22. Νεπτάριος] Socrat. 5, 6. Socom. 7, 7.

230, 23. τότε ὁ Θρόνος] Vide Allatium de consens. utriusque Eccl. Morinum, Marcam, et al. passim.

230, 26. 'Αμφιλόχιος] Theodorit. 5, 16. Socrat. 7, 6.

Niceph. 12, 8. 9.

231, 24. 'Agoérior Cedren. p. 327. 328. De Arsenii

sanctitate agunt non semel scriptores Ecclesiastici.

232, 11. ἐν Μεδιολάνοις] Illius corpus relatum Costantinopolim ab Arcadio filio. Chronicon ms. ab Adamo Leonem Philosophum: τὸ σῶμα αὐτοῦ ᾿Αρκάδιος ἐν τῆ: λει ἀποκομίσας, κατατίθησιν ἐν τῷ ἡρώω, ὅπερ ἐν ἁ οις ὁ Κωνσταντῖνος κατεσκεύασε εἰς ταφήν. Vide Chnicon Alexandr. an. 1. Arcadii, Cedrenum, etc.

232, 30. 'Αρκαδιούπολιν] Theophanes an. 9. Arcad.

Cedren. p. 324.

232, 31. ἐν τῷ Ξηφολόφῷ] Ita scriptores Byzantini, praeterea Chronicon ms. Georgii Hamartoli, de Arcadio: ὃς τὸν κίονα τοῦ Ξηφολόφου στήσας ξαυτῷ, τὸν ξαυτοῦ καθίδουσεν ἀνδριάντα. Vide nostram Constantinopolim 1. 2.

πολίχνιον δε τουτο Ad Pontum Euxinum urbs sita. So-

crat. 6, 19.

234, 9. καὶ ἀθλίως] Sed et hace addunt Synaxaria ad 13. Novembr. de Eudoxiae tumulo: φασὶ δὲ ὅτι μετὰ τὴν αὐτῆς τελευτὴν, πρὸς ἔλεγχον τῆς εἰς τὸν Χρυσόστομον ἀδικίας, ἡ λάρναξ ἔνθα κατετέθη, ἐκινεῖτο ἐπὶ χρόνοις τριάκοντα καὶ δύο ἐν δὲ τῷ ἀνακομισθῆναι τὸ τοῦ Χρυσοστόμου τίμιον λείψανον, καὶ ἀποτιθέναι ἔνθα νῦν ἐστὶ, τοῦ κλόνου καὶ τῆς κυήσεως ἔστη.

234, 11. 'Αρσάπιος] Socrat. 6, 17. Socom. 8, 23. 27.

Niceph. 13, 12.
234, 13. 'Arrino's] Cuius festum colunt Graeci 8. Ianuarii, ut est in Menaeis.

235, 2. Θερματίαν Ita tres mss. regii. Thermantia

vero vulgo appellatur. Vide Familias Aug. Byzant.

235, 5.  $Pa\beta \epsilon \nu \nu \alpha \nu$  Hinc Claudianus in 6. Consulatum Honorii, Romam querentem inducit: "quonam usque tenebit praelatus mea vota Ligur." Agere autem coepit potissimum Ravennae Honorius Theodosio I. et Rumorido Coss. anno Chr. 403 ut ex illius Constitutionibus colligitur.

235, 6. προς 'Αλλάριχον] Vide Eunapium in Maximo

p. 92 praeter alios scriptores.

235, 14. Πλαπιδίαν] Placidia post Constantii coniugis obitum Romam ad fratrem Honorium se contulit, a quo ob aliquas simultates remissa est Constantinopolim, et a Theodosio iuniore excepta in ea urbe reliquum vitae exegit, contuit; ab ea duabus Domibus Augustis, seu Palatiis, quorum

rum in prima urbis regione extitit, de quo egimus in stantinopoli Christ. lib. 2. sect. 5. n. 4 et sect. 6. n. 1 rum in decima, cuius situm ita describit Synesius in 46 t. 61 hisce verbis: οἰνεῖ παρὰ τὴν βασιλικὴν οἰκίαν, τὴν δημοσίαν, ἀλλὰ τὴν κατόπιν αὐτῆς, ῆτις ᾿Αβλα-

βίου μὲν πρότερον ἦν, νῦν δὲ Πλαπιδίας ἐστὶ τῆς τοῖν βασιλέοιν ἀδελφῆς. Incertum utrum horum palatiorum intelligat Vigilius PP. in epist. 5. Haec dicendo, in nostro obsequio, et in Ecclesia publice, et in Placidas officium Diaconatus implebas. Idem in sententia excommunicationis in Theodorum: deinde in domo Placidiana, etc.

236, 9.  $Mac{1}{\omega} \omega \nu \eta_S$  De quo Olympiodorus apud Photium p. 196. Socrates 7, 23. Prosper, Idacius, Marcellinus, Pro-

copius lib. 3. Vandal. Greg. Turon. 2, 8 et alii.

236, 14. 'Iodiyéodov] Ita Theophanes p. 69. Isdigerdae meminere scriptores Ecclesiastici, Socrates 7, 8. Theodorit. 5, 38. Euagrius 6, 19. Nicephor. 14, 1. Agath. 4.

idem Theophan. p. 71.

236, 19. 'Αντίοχον] Qui non alius videtur ab illo Antiocho, quem Synesius epist. 110 τὸ ἶερὸν ἀνθρώπιον, τὸ βέλτιστον μὲν τοὺς τρόπους, εἰδεχθέστατον δὲ τὴν ὄψιν, fuisse ait: cuiusque fuit Palatium, quod de eius nomine Antiochi appellatum est, ut docuimus in nostra Constantinopoli lib. 2. sect. 16. n. 5, de quo etiam intelligendus codex ms. ex Bibliotheca Reg. sign. 1261 hoc titulo Συμεών Πρωτοβεστάρχης τῶν 'Αντιόχου, qui quidem est Symeonis Sethi liber de Alimentis. Vide praeterea Codinum in Orig. Constantinopol. n. 101.

236, 28. Λεοντίου] Ipsa Eudocia de se in Metaphrasi

Octateuchi, apud Photium:

Εὐδοκίη βασίλεια Λεοντιάς εὐπατέρεια.

Vide Stemmata Byzantina.

237, 18. ἀποσκευάζεται] Anno Theodosii 5. Theophanτῷ δ' αὐτῷ ἔτει 'Αντίοχος ὁ Πέρσης ἐκ ποδῶν γέγονε, καὶ ἡ μακαριωτάτη Πουλχερία τελείως τῶν πραγμάτων ἐκράτησεν. Ubi ἐκ ποδῶν γέγονε, non est, e vivis excessit, ut vertit Interpres, sed potestate et rerum administratione excidit. Nam anno demum 36. Antiochus bonis publicatis Clericus esse iussus est, ut habet idem Theophane

237, 29. Οὐαλέριον] Valerium Magistrum officiore habent leges aliquot Theodosii iunioris sub an. 435 in Th. l. ult. de Princip. agent. et ult. de metatis. Valeriu i Comitem rerum privatarum et Comitem sacrarum largit -

num sub ann. 425 et 427 memorat idem codex Theodosianus. Vide Chron. Alexandr. p. 722. 724.

237, 30. Ἰουδαῖον] Socrat. 7, 4. Theophanes an. 2. Theodosii iun. Attici vero Patr. Constantinopol. memoriam agunt Graeci 8. Ianuarii.

238, 2. διπτύχοις Socrat. 7, 25.

238, 3. 'Ωρίγενιαστής] Socrat. lib. 6. Synodus ad Quercum apud Photium n. 59.

238, 6. Ziolivios Socrat. 7, 26. 28. 29.

240, 2. "Oασιν Vide Cuiacium lib. 8. Observ. cap. 27.

240, 6. Πρόπλος] προγειρίζεται Πατριάρχης ΚΠ. καὶ ἐνθρονίζεται κατ' αὐτὴν τῆν άγιαν τοῦ σωτηρίου πάθους τὴν μεγάλην πέμπτην. Synaxaria in S. Proclo 24. Octobr. die illius festo. Adde Socratem 7, 28.

240, 11. σχολάζων] Ut σχολάζουσαν Ecclesiam, quoties viduata erat, vel illius titulus a nullo possidebatur, ita Episcopos qui a Paganis vel ab haereticis sede sua pulsi extra suam Ecclesiam agebant, σχολάζουτας vocabant. ἐπίσοπος σχολαζόμενος, in Syn. Antioch. Can. 16. Episcopi vagantes qui parochias non habent, in Concilio Vasensi an. 755. Can. 13.

240, 13. τοῦ Χουσοστόμου] Historiam translationis reliquiarum S. Ioannis Chrysostomi attigere passim scriptores, Socrates 7, 45. Marcellinus Comes, Chronicon Alexandr. Theophanes, Cedrenus, Porphyrogenitus lib. 2 de Themat. cap. 2. Menaea, et Menolog. Basilii 26. Ianuar.

240, 21. Κύρφ τῷ ἐπάρχῷ] Vide Constantinopolim

Christ. ubi de muris Theodosianis.

241, 8. Χουσαφίφ] Cuius tum, ut caeterorum Eunuchorum, magna erat auctoritas. Chronicon ms. ab Adamo
ad Leonem Philosoph. in Arcadio: πάσης παιδείας μετασχών και άστρονομίας, εππεύειν τε και τοξεύειν άσκηθείς
κῦ μετρίου πέρα, μειλίχιος ῶν τὸν τρόπον, και εἰς ἄγραν
ατήδειος, κάκτε διὰ τοῦτο και πολλὰ τῶν κοινῶν \* διαεπέστη πρὸς τοὺς εὐνούχους κρατηθέντα αἰδῶ, οῖτινες
σὶν Εὐτρόπιος, Λαῦσος, και Καλοπόδιος, και πρὸς τούις Χρυσάφιος, αὐτὸν κατεδουλεύσατο. Nescio an idem
i Chrysoretis nomine indigitatur in Synodico adversus tra-

diam Irenaei, ubi eius in Palatio potentia praedicatur, et

Ecclesiam fortiter oppugnasse perinde scribitur.

241, 24. μετήλλαξε τὴν ζωὴν] Euagrius, Marcellinus Comes, etc. S. Flaviani Patr. Constantinopol. festum agunt Graeci 16. Febr. ut est in Menaeis.

242, 6. 'Ανατόλιον] Cuius memoriam agunt Graeci 3.

Iulii. Menaea.

242, 16. ἐν τῷ Ἑβδόμῷ] Ita etiam Nicephor. Call.

14, 47.

242, 21. καταψηφίζεται] Marcellinus Comes, Victor Tunnunensis, Chronicon Alexandr. Theophan. an. 42. Theodosii, et 1. Marciani.

243, 16. τῷ Παυλίνῳ] Historiam narrant Chronicon Alexandr. Theophanes, Georgius Hamartolus in Chronico ms. Cedrenus, et alii. Marcellinus Comes: Paulinus Magister officiorum in Caesarea Cappadociae, iubente Theodosio principe, interemptus est. Eadem dignitate donatur in codice Theod. in l. ult. de Agentib.

243, 29. είς Ἱεροσόλυμα] Socrat. 7, 46. Sozom. 9, 17.

Euagr. 1, 22. Theophan. p. 88. 94 et alii.

244, 2. οἶα δε περί λόγους] De Eudociae Augustae eruditione audiendus in primis Ioannes Tzetzes Chil. 10, 306.

ως που καὶ ἡ βασίλισσα ἐκείνη Εὐδοκία,
ἡ τοῦ μεγάλου Λέοντος ἡ πάνσοφος θυγάτης,
γραμματικοῖς μαθήτρια οὖσα Υπερεχίου,
ποτὲ καὶ τοῦ ὑρίονος μικρὸν ἀκροωμένη,
ξητορικοῖς ἔτέρων δὲ καὶ φιλοσόφοις ἄλλων,
ταῖς μεταφράσεσιν αὐταῖς ταῖς δι' ἐπῶν, εἰρήκει.

244, 3. μηφόπεντρα] Homericos Centones Endociae adscribit Zonaras, quos Pelagio viro Patricio, qui a Zenone Imperatore anno 17 sublatus est, Cedrenus: qui proinde aiius fuit ab illo Patricio, a quo coeptum opus ait Zonaras: siquidem is Eudociam praecessit. Catalogus Bibliothicae Palatinae n. 326. Patricium Presbyterum Homericorus Centonum autorem facit, annotatque in codice ms. praepos Epigramma Eudociae in eosdem Centones. Eidem Patric praeterea adscribuntur cod. 383. Eiusdem etiam Eudoci sunt Metaphrases metricae Octateuchi et Prophetiarum Z

chariae et Davidis, quarum artem et venustatem multis commendat Photius codd. 183 et 184. Caeterum perperam Homerici Centones Eudoxiae, Zoes sorori, Constantiui Imp. Basilii Bulgaroctoni fratris, filiae, adscribuntur in cod. Colberteo, hoc lemmate:  $E \dot{v} \dot{d}o \xi l \alpha_S \ \tau \tilde{\eta}_S \ \dot{\alpha} \delta \epsilon \lambda \varphi \tilde{\eta}_S \ \tau \tilde{\eta}_S \ \kappa v \varrho \tilde{\alpha}_S \ Z \omega \tilde{\eta}_S \ O\mu \eta \varrho \acute{\alpha} \epsilon \nu \tau \varrho \alpha$ . Nam quam scriptores Byzantini Eudociam, Ioannes Euchaïtorum Metropolitanus Eudoxiam vocat p. 41.

244, 25. ἐν τοῖς χρόνοις δὲ] Hanc historiam attigere praeter Zonaram, Theophanes, Acacius Patr. Constantinopol. in Epist. ad Petrum Cnaphaeum, Asclepiades Episcopus Trallium in Epist. ad eundem Cnapheum, Felix Papa, loannes Damascenus lib. 3 de Fide, Alexander Monachus in laudatione S. Barnabae Apostoli, Quintianus Episcopus Arcullianarum in Epist. ad Petrum Alexandrinum, et Iustinianus Episcopus Siciliae in Epistola ad eundem Petrum, quorum verba exscripsit Leo Allatius in Dissert. de Liturgia S. lacobi n. 17. Vide Gloss. med. Graecit. in Τοισάγιον.

245, 10. ἦν δὲ ὁ Μαρκιανὸς] Euagrius 2, 1. Theophanes, Cedrenus, et alii.

245, 22. ἀετὸν ὁρῷ] Simile quiddam de Basilio Mace-48 done narrat Porphyrogenitus nepos in illius vita n. 5. edit. Combefisii, et ex eo Zonaras.

246, 17. τῶν Ἰλλυρίων] Theophan. τῷ δὲ Ἰουλίω τὴν τῶν Διβύων ἐνεχείρισεν ἀρχήν.

246, 19. ναὸν τῆς Θεοτόπου] Testatur Nicetas Byzantius in libro pro Concilio Calchedonensi, complures alias Ecclesias Constantinopoli exstructas fuisse in honorem Deiparae a Pulcheria Augusta, inditis a locis in quibus aedificatae erant nominibus: τοσοῦτον γὰρ περιῆν τῆ σεβαστῆ Πουλχερία πρὸς τὴν πάναγνον καὶ Θεοτόκον Μαρίαν, μέρα τε τοῦ Χριστοῦ ταύτην πιστῶς ἀποκαλούση, καὶ θ :όκον, καὶ μετὰ πίστεως πολλῆς ταύτην σεβομένη, ὡς ναοὺς κατ' ἐξαίρετον ἐν τῆ βασιλευούση πόλει ἐπ' ὁι ιατι τῆς Θεομήτορος μεγίστους καὶ περικαλλεῖς, καὶ γγλαϊσμένους δείμασθαι, τὴν ἐπωνυμίαν ἐκ τῶν τόπ Εκαστον, ἐν οἶς ἀκοδόμηντο λαβόντα, δι' αὐτῶν τὸ

θερμον της πίστεως αὐτης της πρός την πάναγνον καὶ θεοτόπου Μαρίαν πάσιν ενδεικυυμένη. In his recenset Theodorus Lector Ecl. 1 Blacherneam, Chalcopratianam et Hodegorum: in Blachernea exstitit Deiparae imago summo cultu a Constantinopolitanis habita, quam sic describit auctor ms. vitae Sancti Stephani iunioris: προσάντικου ίσταμένης του ταύτης άγιου χαρακτήρος, εν οδ έκτετύπωται εν ταῖς ἀγκάλαις τὸν Ἰησοῦν καὶ θεὸν φέρουσα, πρὸς τὴν ποινήν τοῦ γένους ήμῶν σωτηρίαν, καὶ ἐπίκουρον. Vide quae de hac aede et imagine observamus in Constantinopoli lib. 4. sect. 2. n. 6. Neque procul ab aede Blachernarum exstitit Domus eiusdem Pulcheriae Augustae: binae vero fuere, altera in 3 regione, altera in 11, quae proxima fuit 14, ubi exstitere Blachernae, quod testatur Menologium Basilii 9. Maii, ubi scribitur S. Heliae Prophetae reliquias translatas fuisse in aedem S. Laurentii έν Πουλγεριαναίς. a Domo Pulcheriae Augustae hic urbis tractus hanc appellationem sortitus est: ὖστερον δὲ μετακομισθέν (τοῦ ἀγίου Ήσαΐου λείψανον) εν ΚΠόλει πλησίον Βλαγερνών, εν τώ ναῶ τοῦ άγίου μάρτυρος Λαυρεντίου.

246, 28. ναὸν τῆς μάρτυρος Εὐφημίας] Cuius de-

scriptio exstat apud Euagrium 2, 3.

246, 29. ἐξῆρχον δὲ τούτων Sanctorum Patrum 630 qui Calchedonensi Concilio interfuere memoriam agunt Graeci 16. Iunii, ut est in Menaeis. Cuius quidem originem licet forte adscribere acclamationibus in Concilio Constantinopol. sub Mena act. 5 ubi inter alia: την σύναξιν της συνόδου Καλχηδόνος ἄφτι κήφυξον, οὐκ ἀναχωφῶ ἐὰν μὴ κηφύξης, έως οψε ώδε έσμεν την σύναξιν είς την αύριον κήρυξον, την μνήμην των πατέρων αυριον κήρυξον, των έν Καλχηδόνι πατέρων αύριον κήρυξον, σήμερον έαν κηρύξης, αύριον επιτελείται. Et infra: καὶ προσεφώνησεν ό μακα-Qιος και άγιώτατος 'Αρχιεπίσκοπος ήμων και οικουμενι 'ς Πατριάρχης Ἰωάννης ούτως επειδή σύναξιν ήτήσατε άγίων πατέρων των εν Καλγηδόνι επιτελεσθηναι, γι σκοντες γνώσεσθε, ότι και τοῦτο ποιήσομεν, γνώμη εύσεβεστάτου καὶ φιλογρίστου ήμῶν βασιλέως. Deinde clamatur in crastinum diem a Samuele Diacono.

248, 1. Ποστέριος] Euagr. 2, 5. Theophan. p. 94. Anastas. Bibl. in Simplicio PP. Leontius de sectis, etc.

248, 10. ἔφη ποὸς] Istius miraculi memoriam agunt Menaea 2. lulii. Vide eadem sub 2. Iunii, et quae observamus de aede S. Euphemiae in Constantinopoli.

249, 32. Γιζέριχος] Qui Geysiricus Eusebio in Chro-

nico, Gensericus caeteris scriptoribus.

251, 10. ὁ "Ασπαρ] Vide Marcellinum Comit. an. 15. Leonis, et Procop. lib. 1 de bello Vand. c. 6 ubi de Asparis Arianismo.

251, 17. ἀπὸ πατριπίου] Ita tres mss. regii, quartus habet αντὶ πατριπίου. Verum legendum Πατριπιου, absque ἀπὸ, vel ἀντί. Quippe Patricius, seu Patriciolus, Asparis filius, et Ardaburii frater, tum Caesar a Leone dictus est, desponsa eidem filia, ut auctor est Marcellinus Comes, qui Patricium, seu Patriciolum, Asparis Filium, Ardaburii fratrem, Caesarem generumque Leonis Principis appellatum fuisse scribit. Ita etiam Victor Tununensis. At Metaphrastes, seu quivis alius in vita ms. S. Melanae Virginis, Leonis filiam Asparis filio pactam cum Caesarea dignitate tradit; sed paullo post interfecto Ardaburio, dirempta fuisse nuptiarum pacta. Asparis familiam perstrinximus in Familiis Byzantinis, in Leone M.

251, 31. Ίσοκάσιον] Historiam narrant Chronicon

Alexandr. Theophanes et Cedrenus an. 10 Leonis.

252, 16.  $\tilde{\ell}$ μποησμός] De hoc incendio anno 12 Leonis agit Euagrius 2, 13, praeterea scriptores omnes. Illius memoriam agunt Graeci 1. Septemb. De aedibus vero eo consumptis, hic memoratis, dicimus in Constantinopoli Christiana.

252, 20. ἀπὸ τοῦ ναοῦ τοῦ άγιον ᾿Αποστόλου Θωμᾶ] Ab aede S. Thomae Apostoli, quam Amantii vocat Theophanes, de qua copiose egimus in nostra Constantinopoli lib. 4.

1. 5. n. 34 ad cuius Encaenia nescio an referri debeant ce verba scholiastae Basilicon ad lib. 13. p. 80 έσθ' στε ρ καὶ νομίσματά τινες πομπης γενομένης προσφέρουσι λς ἐπίδειξιν, ὅπερ ἐν τοῖς ἐγκαινίοις τοῦ ἀγίου Θωμᾶ νῦσιν οί ζυγοστάται.

252, 31. τόν τε έν τῷ Σενάτῳ καλουμένῳ μέγιστον

olnov | Senatum appellant scriptores Byzantini aedem in quam Senatus conveniebat, in qua varia erant aedificia, atque in primis Basilica, seu Regia Porticus, de qua, ut de Senatu, copiose egimus in Constantinopoli Christ. lib. 2. sect. 9. n. 1. Atque hanc quidem Regiam Basilicam, quam méyiorov olnov vocat Zonaras, pro foro ipso usurpat Iustinianus in Novella 82. cap. 3. καθεδούνται δε οί δικασταί διηνεκώς έπὶ τῆς βασιλείου στοᾶς, ἐν οἶς καὶ νῦν οἰκίσκοις δικά-Cousiv. etc. Sedebunt autem hi pedanei iudices continue. et nunc in Regia Basilica, in quibus et nunc domunculis iudicant, etc. Verba sunt veteris interpretis, qui Porticum Regiam, Regiam Basilicam vertit. Ubi praeterea observare est in Basilica Constantinopolitana varias fuisse aediculas, in quibus iudices considebant, ut hodie in Foris Parlamentariis plures sunt, uti vocantur, Camerae, seu Indicum consessus. Sed et Synesius in epist. 57. την στοάν βασίλειον το πάλαι πριτήριον fuisse ait, urbis scilicet Pentapolitanae. Neque aliter scriptor ineditus vitae S. Samonae et Sociorum: υυπτός ούσης, περί αλεπτρυόνων ώδας ανέστη ό ήγεμών, λαμπάδες τε καὶ δορυφόροι τούτου προήεσαν, καὶ τὴν βασιλικήν λεγομένην καταλαβών, οποιπερ αὐτῷ τὸ δικαστήριον συγκεκρότητο, έπὶ τοῦ βήματος σοβαρώς προκαθέζεται.

- 253, 3. Νυμφαῖον] Eustathius II. 3. νυμφεῖον, περιεκτικος λόγος, δ τόπος ἐν ος οι νυμφίοι. Vide nostram Constantinopolim lib. 1. sect. 26.
- 253, 11. ἐν ἀντιοχεία] Accidit hic terrae motus Antiochiae an. 1. Leon. iuxta Euagrium 2, 12. Theophanem, et al. Tradit Marcellinus Comes Isaacum Antiochenae Ecclesiae Presbyterum scripsisse elego carmine hanc Antiochiae ruinam.
- 253, 12. σποδὸν] Vide quae de hoc pulvere anno<sup>12</sup>-mus in nostra Constantinopoli lib. 4. sect. 5. n. 2.
- 253, 16. πατὰ τὸν ἄγιον Μάμαντα] Vide Chro Alexandr. an. 12. Leon. De Palatio S. Mamantis egimus constantinopoli lib. 4. sect. 12. n. 3. Illius praeterea π minit auctor ms. vitae S. Andreae in Crisi: παὶ δὴ τ

της πόλεως εν τοῖς τοῦ μάρτυρος Μάμαντος λεγομένοις

Bacilelois.

254, 13. θεοτόπου ἐσθης] Chronicon ms. Georgii Hamartoli in Leone M. καὶ τῆς Θεοτόκου ἡ ἐσθης εύρεθεῖσα έν Ίεροσολύμοις παρά τινι εύλαβεστάτη γυναικί Έβραζδι καί παρθένω ίερως διεφυλάχθη, καί έν Κωνσταντινου- 50 πόλει διακομισθείσα εν Βλαγέρναις απετέθη, καὶ τὰ λείψανα της άγίας 'Αναστασίας, και κατετέθη εν τῷ μαρτυρίω αὐτης, Ενθα ὁ βασιλεὺς ναθν οἰκοδομήσας της Θεομήτορος, και σορον έκ χρυσού και άργύρου κατασκευάσας, κατέθετο ταύτην' ήτις έξ έρίων άφθάρτων έξυφασμένη, και δ στήμων δμοειδής και δμόχροος άδιάφθορός έστι καὶ ἀδιάλυτος, μέχρι νῦν τὸ θαῦμα τῆς Θεομήτορος πηρύττουσα. Multa alia in hanc rem annotamus in nostra Constantinopoli Christiana lib. 4. sect. 2. n. 6 et in notis ad Alexiadem Annaeam, ubi vestium Deiparae historiam fusius describimus: quibus duntaxat addere placet quae habentur in cod. reg. 2754. fol. 223. περί της Ιστορίας της ύπεραγίας δεσποίνης ήμων Θεοτόπου Ίστέον ότι κατά τον ιστορικόν Αφροδισιανόν, της ύπεραγίας δεσποίνης ήμων Θεοτόκου τὸ ήθος ήν σεμνόν, όλιγόλαλος, ταχυπήκοος, σεμνοπεριπάτητος, ἀπαρρησίαστος πρός πάντα ἄνθρωπον, άγέλαστος, ατάραχος, αόργατος, ευπροσπύνητος, τιμητική, τιμώσα και προσκυνούσα πάντα άνθρωπον, ώστε και θαυμάζεσθαι πάντα άνθρωπον την σύνεσιν αύτης καὶ τὸν λόγον τη ήλικία μέση άλλοι δε τρίπηχυν αὐτὴν είναι λέγουσι, σιτόχροος, ξανθύθριξ, ξανθόμματος, εὐόφθαλμος, μαυρύφους, μεσόροιν, μακρόχειο, μακροδάκτυλος, μακρόνυχος, εύστολος, ἄτυφος, ἀσχημάτιστος, άβλάκευτος, ζμάτια αυτόχροια φέρουσα και άγαπῶσα και μαρτυρεί τὸ ωμοφόριον αυτης τὸ ἐπὶ τοῦ ναοῦ αυτης κείμενον. [Boissonad. Anecd. vol. 3 p. 476, de his Ducangii "Aphrodi-

ni locum descripsit non multum diligenter."]

254, 24. κεκόσμητο δὲ καὶ ἄλλαις ἀρεταῖς] Quas atit scriptor vitae ms. S. Theoctistae Lesbiae: καὶ γὰρ ἐπὶ ἡτην διέπλεον ὑπὸ τοῦ μακαρίτου Λέοντος ἐκείνου φθείς. Λέοντος, φημὶ, τοῦ εὐτυχοῦς ὄντος βασιλέως, τὴν εὐτυχίαν Ῥωμαίων τῷ τάφω συνθάψαντος.

255, 2. ἐξ ἔθνους αἰσχίστου τοῦ τῶν Ἰσαύρων] De Isauria sic prae caeteris Eustathius II. 2. καὶ μέρος γοῦν τι Κιλικίας τῆς ἔξω τοῦ Ταύρου Τραχεῖα λέγεται· οἴονται δέ τινες τὴν Ἰσαυρίαν εἶναι ταύτην.

255, 10.  $B\epsilon\rho\dot{\eta}\nu\eta_S$  De statua Verinae Augustae quaedam adnotavimus in nostra Constantinopoli lib. 4 p. 119 et 144, a qua urbis tractum  $\tau\dot{\alpha}$   $B\epsilon\rho\dot{\eta}\nu\eta_S$  appellatum colligere licet ex Concilio Constantinopolit. sub Mena act. 1.

255, 19. τῆς γὰς Εὐτυχοῦς] Euagrius 3, 4.

255, 27. ἐκακηγόρησε] Theophan. p. 105.

255, 30. καὶ Τοοκοῦνδον] Ita mss. Theophan. an. 3. Basil. et 14. Zenon. Προκοῦνδον vocat. Haec porro de Basilisci tyrannide, et Armatii proditione ac caede narrant Euagr. 3, 8. 24. Procopius l. 1. de bello Vandal. c. 6. Chronicon Alexandr. Theophanes, et alii.

256, 13. πληφοφοφίαν λαβών] Λόγον Theophanes, qua voce non semel pro securitate utitur. Hac notione verbum Latinos aevi inferioris usurpasse alibi docuimus.

256, 17. εἴς τε φρούριον] Cucusum vocant Theophanes et Cedrenus: Acusum Euagrius 3, 8. Limnas Chron. Alexandr. Leminas Marcellinus Comes: Limnon Codinus de Orig. Sasemas Victor Tununensis.

256, 18. διαφθαρῆναι λιμῷ] Anouymus de Gest. Constantini M. intra Cisternam siccam frigore defecisse scribit.

256, 19. λέγουσιν] Hic Basiliscus Constantinopoli Palatium exstruxerat, de quo egimus in nostra Constantinopoli 2. p. 133, a quo tractus Basilisci dictus, ubi prae aliis exstitere aedes S. Barbarae et S. Zenaidis. Synaxarium ms. 4. Decemb. ubi de S. Barbara: τελεῖται δὲ ἡ αὐτῆς σύναξις ἐν τῷ Μαρτυρίφ αὐτῆς τῷ ὄντι ἐν τοῖς βασιλίσκον, πλησίον τῆς ἁγίας μάρτυρος Ζηναΐδος.

256, 23. έμποησμός] Vide CP. Chr. ubi de Bibliotheca,

et de Lausi Palatio.

257, 15. "Illov] Marcellin. Com. Euagr. 3, 27. Ti phan. etc.

257, 18. Πελάγιον] Vide Marcellinum Comitem et Theop. an. 17. Zenon.

257, 31. λάφνακι] Eadem habet Cedrenus.

758, 10. ποιήσασθαι] Porro Zenone imperante in

tum S. Barnabae corpus, cum Sancti Matthaei Evangelio, in 51 insula Cypro: quod quidem Evangelium in Palatii oratorium illatum, et quotannis feria quinta maioris Hebdomadis, in eo Evangelium in sacris liturgiis legi solitum scribit auctor ms. Periodi et Martyrii S. Barnabae: ἐπινεύσας δὲ ὁ ἐπίσκοπος ἀπέστειλεν ἕνα τῶν σὸν αὐτῷ ἐπισκόπων μετὰ τοῦ πιστοτάτου ἀνθρώπου τοῦ βασιλέως, καὶ λαβόντες τὸ εὐαγγέλιον, ἀνήγαγον ἐν Κωνσταντινουπόλει, ἔχον ἐκ θυΐνων ξύλων τὰ πτύχια. λαβών δὲ βασιλεύς, καὶ καταφιλήσας, καὶ χρυσίω κατακοσμήσας, ἀπέθετο ἐν τῷ παλατίω, καὶ μέχρις τῆς σήμερον φυλάττεται· ἐν γὰρ τῷ μεγάλῃ πέμπτῃ τοῦ Πάσχα, καθ' ἔκαστον ἐνιαυτὸν ἐν αὐτῷ ἀναγινώσκουσιν τὸ εὐαγγέλιον ἐν τῷ εὐκτηρίω τοῦ Πάλατίου.

258, 21. ἔγγραφον ὁμολογίαν τῆς πίστεως] V. Gloss. med. Graecit. in ἔγγραφον. Anastasius Bibl. in Ioanne II. PP. de Iustiniano: Misit fidem suam chirographo proprio scripto ad Sedem Apostolicam. Adde Victorem Tununensem

in Chron. et alios.

258, 23. μετὰ γὰρ] Euagr. 3, 10. 11. 12. 13. 33. Marcellin. Comes ad an. 4 et 5. Anast.

260, 1. τὰς γὰο πολιτικάς ἀρχάς] Ita etiam Theodorus Lector Ecl. 2. Contra Ioannes Antiochenus scribit Magistratus pretio addictos pessimis viris concessisse: τὰς μὲν ἀρχὰς ἀπάσας ἀπεμπολῶν, καὶ τοῖς ἀδικοῦσι συγχωρῶν.

260, 4. Συγχυτικῶν] Seu Eutychianorum: quippe Eutyches, ut est apud Timotheum Presbyterum, τῶν διττῶν φύσεων τὴν μὲν ἕνωσιν ὁμολογεῖ, τὴν δὲ κατ' οὐσίαν διαφορὰν ἀρνεῖται, καὶ σύγχυσιν τῶν φύσεων εἰσάγει. Leontius de sectis: ὁ δὲ Εὐτυχὴς μίαν ὑπόστασιν ἔλεγεν, καὶ τοσαύτην ἔλεγε γενέσθαι ἕνωσιν τοῦ θεοῦ Λόγου πρὸς τὸν ἄνθρωπον, ὥστε καὶ μίαν φύσιν ἀποτελεσθῆναι ἐκ τῶν δύο. At idem Leontius Anastasium ait fuisse eorum reseos, quos Διακρινομένους appellabant: qui scilicet t Synodum Chalcedonensem, et damnatum ab ea Diosco-1, qui illius partes sectabantur, ἀπέστησαν τῆς ἀγίας λησίας, καὶ ἀνόμασαν ἑαυτοὺς Διακρινομένους, διὰ διακρίνεσθαι αὐτοὺς ποινωνεῖν τῆ ἀγία ἐκκλησία, ut apud eundem Timotheum. Horum meminit idem Leontius.

260, 9. Ευφήμιον | Euagr. 3, 30. Theophanes an. 1. 4. Anastas. Victor Tununens.

260, 11. ἔγγραφον ἀφελόμενος Victor Tununensis. 260, 12. Μαπεδόνιον Cuius Synaxin agunt Graeci

25. April.

260, 14. εἰς Εὐχαίτα | Marcellin. Comes ad Consul. Secundini et Felieis. Victor Tun. et Theophan. an. 6. Anast.

260, 15. Aoyyīvos] Euagr. 3, 28 et 35. Theophan. an. 1 et 2. Anast. Victor Tuuunensis. Bellum vero illud Isauricum descripsere Pamprepius Panopolita poeta soluta oratione, et Christodorus Coptensis itidem poeta, ut testantur Suidas et Eudocia in Ioniis mss.

260, 21. μάγιστρος Λογγίνος Cognomento Selinuntius. Euagr. 3, 25. Marcellin. Comes ad an. 8. Anast.

Theophan, an. 4 et 5. Anast.

260, 24. Osodéoizos Idem habet Theophanes an. 8. Auast.

260, 29. 'Αναστασίου δέ] Victor Tununensis, Anastas. Bibl. in S. Symmacho, Theophanes an. 10. Anast. Anonymus de gest. Constantini, etc.

261, 5. Boυλγάρων Marcellin, Comes an. 9. Anast. Theophan. an. 11. De Bulgarorum origine agimus pluribus in Stemmatibus Dalmaticis.

261, 7. 'Αγαρηνών ] Quos Σκηνήτας vocabant. Euagr.

3, 36. Theophan. an. 7. Anast.

261, 9. Βιταλιανού Euagrius 3, 43. Marcellin. Comes et Victor Tun. ad Cons. Senatoris, et an. seq. Theophan. an. 22. 23. 24. Procop. Persic. 1, 8 et 12 Chronicon ms. Georgii Hamartoli in Anastasio: ສαὶ Βιταλιανὸν ἀνευφήμουν πλησίον τῆς ὑπ' αὐτοῦ Βασιλέως κτισθείσης Κινστέρνης του άμίου Μωκίου εύρον τον ύπο του βασιλέως άγαπώμενον ήγούμενον μοναστηρίου τοῦ άγιου Φι-52 λίππου, ου καί φουεύσαντες, την κεφαλήν αύτου έπί δόρατος αναρτήσαντες, έπραζον, Οδτός έστιν ό φέλος του έγθροῦ τῆς άγίας Τριάδος.

261, 14. Magiavov Qui Marinus Euagrio: idem forte de quo Marcellinus Comes ad Consul. Pauli et Muaciani. 261, 15. παρὰ Πρόπλου] Procli Asiani Philosophi et <sup>'</sup>Ονειροπρίτου meminit Chronicon Alexandr. et Theophanes an. 26. Anastasii: alterius Procli sub Iuliano Cedrenus.

261, 29. εἰς τὸ τρισάγιον] Vide Gloss, med. Graecit. 262, 20. 'Αλαμούνδαρος] Agarenorum Scytharum Phylarchus. Id etiam narrant Victor Tununensis et Cedren. an. 22. Alamundari vero Agarenorum ducis non semel meminit Procopius in libris de Bello Gotthico, et ex eo Euagrius.

262, 23. ὁ Σευῆρος] Episcopus Antiochenus, de quo Victor Tununensis, Euagrius 3, 33. Marcellinus ad Consulatum Clementini et Probi, et Theophan. an. 19. Anastasii.

263, 27. της Τύχης της πόλεως Quae quidem Fortunae Urbis statua stabat in Basilica, quod scriptores Byzantini passim tradunt, atque in iis Georgius Hamartolus in Chron. ms. ubi de Iuliano Apostata: τὰ τῶν εἰδώλων ἀνοίγων ίερα, καὶ θυσίας ἐπιτελῶν τῆ Κωνσταντινουπόλεως Τύχη δημοσία εν τη Βασιλική, ενθα της αὐτης Τύχης άγαλμα καθίδουτο. Hunc porro Zonarae locum illustravimus in nostra Constantinopoli lib. 2. sect. 9. n. 1. diximusque ita Fortunam urbis effingi in Constantii iunioris, Iuliani, Ioviani et Gratiani a nobis delineatis nummis, habitu scilicet muliebri, caput rectum modiolo, de qua quidem Calyptrae specie agimus in Gloss. med. Graecit. altero pede navi ante se positae insistente, quo innuitur Fortunam urbis rerum gubernationi esse praesidem: ut lsis exhibetur in nummo Domitiani, a viro singularis eruditionis Ulrico Obrechto Argentinensi doctissimo commentario nuper illustrato. . Sed et ibi diximus per Τύχην hoc loco non Genium, sed Fortunam indigitari: tametsi Genius interdum per τύχην efferatur, quod ex Charisio colligit Henricus Valesius. certe ita etiam efferunt Glossae veteres Graecolat. Cenium. Τύχη εκάστου ἀνθρώπου, Genius. Τύχεον, Geium, Genitalium. Sed et Glossae Lat. Gr. quae sic emenandae: Genialis, Έπίσημος, γαμήλιος. Τυχείου, Genius, ίχη: unde Eustathius ad Odyss. β΄ et ε΄ ἀγαθον δαίμονα, τύχην, vel ἀγαθην τύχην confundit. Licet vero idem 'deantur Fortuna et Genius, cum una eademque appella-

tione donentur a scriptoribus; ut apud Apuleium, per fortunas geniosque vestros, in hoc tamen different, quod Fortuna rebus omnibus dominetur, Genius vero singulatim hominibus, vel populis, vel urbibus praesideat, eorumque regat actiones. Philostratus lib. 2 de vitis Sophistarum, in Herode Attico: τὸ δὲ ἐπὶ θάτερα τοῦ σταδίου νεώς ἐπέχει Τύχης, και άγαλμα έλεφάντινον, ώς κυβερνώσης πάντα Deinde Fortuna habitu muliebri, Genius adolescentis nudi specie effinguntur, cum cornu Amaltheae: quomodo etiam Fortuna, seu Τύγη, apud Pausaniam in Achaicis: ἄγαλμα ήν της Τύγης, τὸ κέρας φέρουσα τὸ 'Αμαλθείας' παρά δὲ αὐτὴν "Ερως πτερά έγων. Ita etiam describitur in Messeniacis p. 140. Quo fit ut Τύγην τῆς πόλεως, cuius hic meminit Zonaras, Fortunam reddi debere, non Genium, existimem. Quod quidem prae caeteris adstruit Auctor Martyrii Sanctae Zoes, ubi, quae Τύχη της πόλεως, n. 6. μεγάλη Θεὰ Τύγη dicitur n. 7. cui scilicet Fanum erat erectum, quod Túyelov vocat etiam Marcus Diaconus Gazensis in vita S. Porphyrii, et cui sacrificabant. Fatendum tamen quod Latini Genium, Graecos Túznv promiscue appellasse, cum Fortunam, quae rebus omnibus praesidere credebatur, Fatum: quae singulis hominibus, aut populis, Genium appellarent, quod quidem discrimen ex Latinis scriptoribus strictius observat Symmachus, apud Prudentium lib. 2 contra eundem Symmachum, locis allatis in nostra Constanti-53 nopoli lib. 1. n. 6. ex Graecis vero Sallustius Philosophus in lib. de Diis et Mundo c. 9. ώσπερ τοίνυν Πρόνοια, καί Είμαρμένη έστι, και περί έθνη, και πόλεις, έστι δέ καί περί εκαστον ανθρωπον, ούτω και Τύγη περί ής και lkγειν απόλουθον. ή τοίνυν τα διάφορα, και τα παρ' έλπίδα γενόμενα πρός άγαθον τάττουσα δύναμις τῶν Θεῶν Τύχη νομίζεται καὶ διὰ τοῦτο μάλιστα κοινη τὰς πόλεις την θεον ποοσήκει τιμάν· πάσα γαο πόλις έκ διαφύρων πραγμάτων συνίσταται. Εν τοῖς ὑπὸ σελήνην την δύναμιν έχει, έπειδη ύπεο σελήνην ουδέ εν έκ 1 χης αν γένοιτο. Quemadmodum ergo Providentia et F tum circa nationes et urbes, tum etiam circa quemlibet l minem est, ita et fortuna, de qua sermonem habere ser

Igitur diversa, ac praeter expectatioorationis postalat. nem accidentia ad bonum vis Deorum disponens, Fortuna existimatur, ideoque potissimum urbes hanc Deam honoribus afficere generatim universeque addecet. Quaelibel enim urbs ex diversis rebus coalescit. Ea sub luna potestatem exercet: quando super lunam nihil fortuito accidit. Ex quibus omnino evincitur Turnv Fortunam Deam intelligi, urbibusque praefuisse, et ab earum incolis cultam. Adde quod Fortuna Constantinopolitana in nummis habitu et vultu muliebri effingitur, quod de Genio dici non potest. Quod vero de Musarum Statuis in eadem aede, qua Fortunae urbis statua, repositis scribit Zosimus, loco in nostra Constantinopoli laudato, veterum Paganorum ritum ac mores indicat, qui urbium Fortunae, seu Genii, aedibus sacris adiungebant Musarum Templa, ut ex Libanio docemur. enim in ἐκφράσει Τυχείου, ex editione Allatiana, ait ex Tύχης aede patere per portam aditum ad Musarum sacrarium: καὶ κατὰ μέσον αὶ πύλαι παρὰ τῶν Μουσῶν ἄγουσαι τέμενος. Quinetiam in singulis urbibus templa, in earum medio, Τύχη dicata fuisse docet, in quibus erant variae aliorum Deorum statuae in semicirculis, quos Nidulos vocamus, Tum addit, licet templum istud plures contineat Deos, solius tamen Fortunae nomen retinere: quippe, inquit, οίς απαντα Τύγη συγκρύπτεται, τούτοις ή Θεών από τῆς Τύχης συνεπέπρυπτο πλησις. Tum ita Τύχης statuam describens: κύκλου δὲ κατὰ μέσον ημισυ οσον ἀριθμὸς Θεῶν ονομάζεται, και μέσον έκ μέσου Τύχης Εστηκεν άγαλμα, στεφάνω δηλοῦν 'Αλεξάνδρου τὰς νίκας, καὶ στέφεται μὲν ύπο Τύχης ή γη, στέφει δὲ αὐτή τον νικήσαντα. Νίκαι δὲ τῆς Τύχης έκατέρωθεν άνεστήκασιν, etc. Quibus scilicet omnibus Fortunae, inquit, virtus ac facultas exprimitur. Hisce denique subiungit, in Templi extrema parte nudam exstare statuam aliam laeva sustinentem coeli effigiem, .tram vero protendentem: γυμνός δὲ ἔτερος πρός το λοιν ανέστηκεν οὐρανοῦ μεν ἐπὶ τῆς λαιᾶς φερόμενος ίστημα, την δ' αὖ δεξιὰν εἰς ἄπαντα πρόχειρον γυις δε προσκαλύμματος Ισταται. Qua quidem descriptione nium effinxisse Genium urbis, qui nudus exhiberi solet

in nummis, existimarem, nisi obstaret Globus ille in laeva, qui Soli attribui solet: tametsi Globum etiam, seu Polum caelestem, Fortunae adscribat Pausanias in Messeniacis p. 140 scribens Bupalum primum Smyrnaeis Fortunae simulacrum fecisse cum Polo supra caput, et altera manu Cornu Amaltheae gestantem: Σμυρναίοις αγαλμα έργαζόμενος Τύχης πρώτος εποίησεν ών ζομεν, πόλον τε έχουσαν επί τη κεφαλή, και τη έτέρα χειρί το καλούμενον 'Αμαλθείας κέρας ύπὸ Έλληνων ούτος μεν επί τοσούτω εδήλωσε τῆς Θεού έργα. Eadem igitur fuit aedes Fortunae et Genii, quem 'Αγαθον δαίμονα appellabant: quod certe ex eodem Pausania in Boeoticis p. 313 colligere est: τὸ δὲ οἶκημα Δαίμονός τε ἀγαθοῦ καὶ Τύχης ἐστὶν ἀγαθῆς. Et infra: οί δὲ ἐς τὸ οἴκημα ἔνθα καὶ πρότερον διητᾶτο παρά τε Τύχη και Δαίμοσιν άγαθοῖς, etc. ubi Τύχη primem obtinet locum. Unde docemur cur Túzng vocabulo Fortuna et Genius donentur, cum in eadem aede colerentur. Eudemus in Lexico ms. ex quo sua hausit Suidas: ἀγαθοῦ Δαίμονος εθος είχον οι παλαφοί μετά τὸ δείπνον πίνειν άγαθοῦ Δαίμονος, ἐπιρροφοῦντες ἄκρατον, καὶ τοῦτο δὲ τρίτου, και ήμέρας δὲ τὴν δευτέραν τοῦ μηνὸς οῦτως έκάλουν και έν Θήβαις ήν ήρωον άγαθου Δαίμονος. Enimyero variis aliis Deorum statuis exornatum Túzns Fanum docet prae caeteris Dio in excerptis Valesianis, scribens Luculium προς την τοῦ Τυχαίου, ο ἐκ τοῦ Ἰβηρικοῦ πολέμου κατεσκεύασε καθιέρωσιν, statuas commodato accepisse a Mummio, nec reddere eas postmodum voluisse, ut quae dedicatione sacrae essent factae. Ubi Strabo lib. 8 rem eandem narrans, της Ευτυγίας Γερον, et Cicero in Verrem de signis, aedem Felicitatis, vocat. Ex quibus omnino patet Tuxaĵov non fuisse aedem Genii, sed prosperae Fortunae, quam αγαθήν Τύχην vocat Pausanias. Caeterum ναοῦ τῆς Τύχης Caesareae meminit Theophanee an. 1. Iuliani: ut Eudocia Augusta in Ioniis mss.  $\tau \tilde{\eta}_S T$ gov Τύχης, quam Πορφυρίαν appellatam foisse sit in Po phyrii Philosophi elogio. Haec porro fusius sumus pr secuti, ut ex descriptione Libaniana doceremur cur in ac

Senatus una cum Fortunae urbis statua complures aliae steterint statuae.

264, 23. Ίουστίνον καὶ Ἰουστινιανον] Vide Aleman-

num ad Procopii Historiam arcanam cap. 6.

265, 9. τεθνηκώς Anastasius Bibl. in Hormisda PP. Rodem tempore nutu divinitatis percussus est fulmine divino Anastasius Imperator, et obiit. Codinus p. 60 fulmine ictum Auastasium in Magnaurae Palatio scribit, qui cum exclamasset, D μάνα ύπὸ αύρας ἀπόλλυμαι, hinc Magnaurae nomen illud obtinuisse. Nec abludit Liuthprandus 6, 11 quoad nomenclaturam, scribens sic dictum illud Palatium, quasi magna aula, o loco à posita litera. Sed non omnino improbanda videtur Codini sententia, siquidem cum in superiori et excelsiori urbis parte aedificatum esset, ventis caeterisque aeris iniuriis expositum erat: quod in primis testatur idem Liuthprandus in Legatione: nam ibi de hoc Palatio loqui constat, licet illud non nominet, cum in eo excipi solerent Legati: Pridie Nonas Constantinopolim venimus, et ad contumeliam vestram suscepti, graviter lurpiterque sumus tractati: Palatio quidem satis magno et aperto, quod nec frigus arceret, sicut nec calorem repelleret, inclusi sumus. — Domus ipsa solis nobis inclusis pervia, a Palatio adeo sequestrata, ut eo nobis non equilantibus, sed ambulantibus anhelitus truncaretur. Cur quaeso non aegrotarent, quibus erat potus pro optimo vino salsugo; pro culcitra, non foenum, non stramen, non sallem terra, sed durum marmor; pro cervicali, lapis? quibus patula clomus non calorem, non imbrem, non frigus arcebat. Denique sub finem versibus haud incomptis hanc aedem sic describit:

Marmore quae vario magnis patet alta fenestris haec inaquosa domus, concluso pervia soli, frigora suscipiens, aestum nec saeva repellens. de hoc Palatio vide in nostra Constantinopoli lib. 2. 265, 12. σεισμὸς] Marcellinus Comes meminit duorum mium terrae motuum qui Anastasio imperante accidere 15 et 58. edit. Sirm. Adde Cedren. an. 12 et Victorem mens. ad Cons. Abieni iunioris.

265, 14. 'Αντιόχεια | Euagrius 2, 12.

265, 16. μαπρον τείχος] Euagrius 3, 38. Chron. Alex. an. 16. Anast.

265, 26. συφορβός] Vide Alemannum ad Procopii Hi-

storiam arcanam cap. 6.

266, 1. χοήματα τῷ Ἰουστίνω] Chronicon Alexandr. 266, 5. Ἀμάντιος] Marcellinus Comes an. 1. lustini,

ubi et de Theocriti, quem Amantius Praepositus ad regnandum clam praeparaverat, caede pariter agit, ut et Chronicon Alexandr. et Euagrius 4, 2.

266, 10. τοῦ ἀγίου Θωμᾶ Vide CP. Christ.

266, 20. τοῖς ໂεροῖς ἐγγραφῆναι διπτύχοις] Atque inde SS. Patrum 630 qui Chalcedoneusi Concilio interfuerunt memoriam agunt Graeci 16. Iunii.

266, 25. καί στρατηλάτης \ Magister militiae Mar-

cellino.

266, 26. καὶ ὑπάτευσε] Consulatum gessit Vitalianus cum Rustico, cuius mense 7 in Palatio interemptus fuit. Marcellin. Euagr. 4, 3 etc.

266, 27. τον Σεβήρου Euagr. 4, 4. Theorianus in

legat. ad Armen. p. 108 etc.

266, 32. Ξενοδόχος τῶν Ἐβούλου] De hoc Xenodochio vide nostram CP. Christ.

267, 4. κομήτης Chronicon Alexandr. an. 1 Iustini.

Anonymus de gest. Constant. p. 485.

267, 14. Ἐπιφάνιος] Huic antea dignitatem hanc adepturum praedixerat S. Andreas propter Christum Σαλὸς, ut est apud Nicephorum Presbyterum Magnae Ecclesiae in eiusdem Sancti vita nondum edita, ubi multa de Epiphanii vitae sanctitate longe ante, in ipsis adolescentiae annis, commentatur.

267, 19. τον ξήγα των Οὔννων] Quos Albos et Ephtalitas dictos scribit Procopius I. 1. de bello Persicaubi et alibi multa de eorum sedibus. Auctor ms. Miraci in Cerne, ubi de Licinio et Constantino M. Οὖννοι μὲν . Ἐφθαλῖται, Περσῶν ὅμοροι, καὶ πρὸς ἀνίσχοντα ἡλιι οἰκοῦντες, τὸ σκαιὸν ἔθνος τουτὶ καὶ βάρβαρον. Εκ quetiam loco in dubium venit an apud Procopium legend

sit Νεφθαλίται, uti vult Postellus apud Ortelium. Arethas in Apocalyps. cap. 63. τινές μέν Σκυθικά έθνη έφασαν ύπερβόρεια, . . . καὶ Γότθων μοῖράν τινα κατὰ μέρη τῆς 'Ασίας στρατιωτικήν τε σύστασιν οῦτω καλεῖσθαι, καὶ Γοτθογραίκους, ἄπερ κοινῷ λόγῳ καλοῦμεν Οὐννικά.

267, 21. Κουάδου] Καυάδης et Κωάδης in Chron. Alexandr. an. 4. Iustini, Καβάδης Euagrio 4, 12. Procopio, Agathiae, Theophani et aliis. Vide Simocattam 4, 6.

268, 3. καὶ τὸν Ἰουστῖνον ἐπίτροπον] Theophanes

an. 3. lust.

268, 8. Τζάδος] Chronicon Alexandr. an. 4. Iustini. Theophanes an. 5.

268, 9. υίος τε τοῦ βασιλέως Vide Dissertat. 22 ad

loinvillam.

268, 10. καὶ βασιλεύς] Hoc loco non Rex, ut habet Wolfius, sed *Imperator*, reddi debuit. Vide Chron. Alexandr. et Theophan.

268, 11. ένος των συγκλητικών] Valerianam Onini

Patricii et Curopalatae filiam. Chron. Alexandr.

268, 10. Αάζων] Tzetzes in Lycophronem: οδ δε Κολχοι και Λάζοι λεγόμενοι Αλγυπτίων ἄποικοί είσι, πλησίον ολκοῦντες Αβασγῶν, τῶν και Μασσαγετῶν καλουμένων.

268, 15. ἄγιον 'Αφέθαν] Theophan. an. 5. Iustini, et

Menaea ad 24. Octobr.

268, 22. ὑπὸ σεισμοῦ] Terrae motu eversas Anazarbam, Edessam et alias urbes scribit pariter Euagrius c. 8, quae ad annum 7 Iustini revocat Theophanes.

268, 32. Σπιστός ποταμός Vide Nicol. Alemannum

ad Hist. arcanam Procopii cap. 18.

269, 5. Γυνή τις Theophan. an. 7 Iustini.

269, 13. Ἰουστινιανοῦ δὲ στρατηλάτου] Iustinianus les fere militiae gradus obierat, priusquam ad Magistri lum dignitatem eveheretur. Fortunatus lib. 10. poem. 25

de Tyrone Duces veniunt, de milite Princeps,

ut reliquos taceam, Iustinianus erat.

: Alemannum ad Procopii Hist. arcan. cap. 6.

269, 19. μη νεώτερον] Atqui trigenario maior tum

erat Iustinianus, ut Theophilus eius praeceptor asserit, apud Alemannum ad Hist. arcanam Procopii, ubi haec pluribus disquirit idem Alemannus.

266, 22, νωβελισίμου] Marcellinus Comes. Vide Ale-

mann. ad Hist. arcan. p. 120. edit. reg.

270, 6. ἐννέα ἔτη] Hinc emendandus Leontius in lib. de sectis p. 470, ubi cum de Imperii annis agit, pro μετὰ ἔνα καὶ ἡμισυ ἐνιαυτὸν, legendum μετὰ ἐννέα, etc.

Ib. ἡμέραις εἴκοσι] Addit Symeon Logotheta in Chron. ms. in Iustino Thrace: καὶ ἐτέθη τὸ σῶμα αὐτοῦ (Iustini) ἐν τῷ μονῷ τῆς Αὐγούστης ἐν λάρνακι πρασίνω μετὰ τῆς γυναικὸς αὐτοῦ Εὐφημίας, ἐν ῷ καὶ αί στολαὶ τῶν ἀγίων Αποστόλων εὐρέθησαν. Ubi Cedrenus: καὶ ἐτάφη ἐν τῷ ἡρώω, ἐν λάρνακι πρασίνω.

270, 9. οὐδεν γὰρ ἡττον] Vide Alemannum ad Hist.

arcan. cap. 10.

56

270, 15. πρὸς συλλογὴν] De avaritia Iustiniani agunt Procopius in Hist. arcana cap. 8 et Euagrius 4, 29.

κομήτου] Meminit Procopius de bello Persico 2, 4. Cometae, qui Iustiniano imperante apparuit, quem Xiphiam, ab aliis Pogoniam appellatum ait, durasseque 40 dies. Vide Cedren. an. 4 Iustiniani.

271, 20. κατὰ τὸ λεγόμενον Μίλιον] De quo egimus in Constantinopoli l. 1. sect. 25. n. 2 τῆς Μιλίου λεωφόρου meminit praeterea Sguropulus in Hist. Concilii Florent. sect. 6. cap. 1 extr. viae scilicet quam Μέσην vulgo vocant scriptores Byzantini, de qua in eodem opere lib. 1. n. 23.

272, 12. ὂν ὁ βασιλεὺς Κωνστάντιος] Praefecto operi Euphrata. Chronicon ms. Symeonis Logothetae in Constantio: ἐπεὶ δὲ καὶ ἡ τοῦ Θεοῦ μεγάλη ἐκκλησία μέχρις αὐτῶν τῶν κατηχουμένων ἀκοδομήθη, ὁ δὲ Εὐφράτης ὁ ταύτην κατασκευάζων ἐτελεύτησεν ἐν τῷ ἰδίῳ οἴκᾳ, ὅκι νῦν γηροκομεῖόν ἐστιν ἐν τῷ λεγομένῳ Διμακέλλῳ, τεὐφρατὰ ἰδιωτικῶς λεγόμενα. Vide nostram Constantin polim lib. 3. sect. 2.

272, 30. Κωνσταντίνου φόρου] In Throno Imperatrio Amphitheatri coronatum habet Chronicon ms. ab Adam

ad Leonem Phil. In Iustiniano: Υπάτιον δε Πατρίπιον εὐφήμισαν εν τῷ καθίσματι στέψαντες. Nec abludit Theophanes: καὶ καθεζόμενος εν τῷ ἐππικῷ εὐφημεῖται ὑπὸ

τών δήμων.

273, 15. τον δὲ Τπάτιον] Meminit prae caeteris Hypatii et Pompeii caedis Ioannes Carpathi Episcopus in Narrationibus mss. de Amachoretis Aegyptiis: μετὰ δὲ τρεῖς μῆνας ἀπούσας ὅτι ἐτελεύτησεν ὁ Ἰουστίνος ὁ βασιλεὺς, καὶ βασιλεύει ὁ Ἰουστινιανός εἶτα μετ' ὀλίγον πρόνον ἐπανίστανται αὐτῷ Τπάτιος καὶ Δεξιοκράτης καὶ Πόμπος, καὶ αὐτὸς Εὐλόγιος (qui ex latomo et Monacho, invento thesauro, factus fuerat Praefeetus Praetorio) ὁ Τπαρος καὶ οἱ μὲν τρεῖς ἀπεκεφαλίσθησαν, καὶ διηρπάγη πάντα τὰ αὐτῷν, καὶ ἡ οὐσία τοῦ Εὐλογίου, etc.

273, 26. ἀπήφξατο καινουργεῖο] Architecto usus Anthemio Mechanico, uti observavimus in nostra Constantinopoli: cuius praeterea meminit Eustathius II. 7. p. 513.

edit. Rom.

čπὶ ἀσπίδος] De hoc more egere Pithoeus I. 2. advers. c. 6. Lipsius ad Tacitum, Demsterus ad Corippum, Vale-

sius ad Ammianum, et alii non pauci.

Aὐγουστεον] Habuit et Roma Forum Augustaeum ab Augusto Imp. appellatum, cuius mentio habetur in Inscriptione Pisana, quam doctissimo Commentario illustravit Hencicus Norisius Veronensis in coenotaphiis Pisanis.

274, 14. μετὰ τῆς οἰπείας στήλης] Vide Alemann. ad

Hist. arcan. cap. 11.

274, 22. πολλών γὰρ εἰς θέαν] Cod. ms. πολλών γὰρ εἰς θέαν ἀθροιζομένων αὐτοῦ, πολλοὶ τούτων τοῖς ἑαυτῶν δακτυλίοις ἐτίθουν πρὸ τοῦ κυνὸς ὁμοῦ συνηγμένων, καὶ, etc.

275, 5. ἀνδρομανῶν Cedrenus an. 2 Iustiniani.

275, 6. τὴν αἰδω Cod. ms. τὴν αἰδω εκάστου ἐκνων. Vide Alemannum ad cap. 11. Hist, arcanae.

275, 11. καὶ τὸ τῶν σεπτῶν μαρτύρων ἱερὸν Σερυ καὶ Βάκχου] Iuxta Hormisdae Palatium, ut docuimus i Constantinopoli Christ. 4, 135. Concilium Constantinot. sub Mena act. 4 ἐν τῷ σεπτῷ εὐκτηρίῳ τοῦ ἀγίου μάστυρος Σεργίου εν τοῖς Όρμίσδου. Proinde illa ipsa est aedes, quae nude τὸ ἄγιον Αποστολεῖον τῆς Όρμίσδου, et τὸ ὂν εν τοῖς Όρμίσδου, dicitur.

275, 14. ἐπίγραμμα] Refertur etiam a Constantino

Porphyrog. lib. 1. Them. 5.

277, 5. Προκόπιος] Ut Procopius Caesariensis, rerum quas scripsit oculatus testis, et Belisarium in Africa et in Italia bella gerentem comitatus fuerit, non uno ipse loco testatur.

277, 19. δ δὲ τὸν μὲν ἄρτον] Ioannes Tzetzes Chil.

0, 00.

57

γράμμα πρὸς Βελισάριον περιπαθές τι γράφει,
Κινύραν, Βελισάριε, στεῖλόν μοι, σπόγγον, ἄρτον,
τὴν μὲν ὡς τραγφδήσαιμι τὸ βαρυσύμφορόν μου,
σπόγγον δ' ὡς ἀπομόργνυμι δακρύων τὰς πλημμύρας,
ἄρτον δ' ὡς ὰν κατίδοιμι κὰν μόνην τούτου θέαν.
Hanc historiam attigit etiam Nicetas in Isaacio 3, 2.

δ "Aνθιμος] Anastasius in Agapito PP. Eodem tempore eiecit (Iustinianus) Anthimum a communione, et expulit in exilium.

279, 1. τὴν προσπύνησιν] De ritu adorandi Imperatores consulendus in primis Procopius in Hist. arcana cap. 30, praeterea Arnoldus Lubec. 2, 15.

279, 16. και βίβλοι τῶν θείων 'εὐαγγελίων] Vide

Gloss. med. Lat. in V. Textus.

279, 31. μη κανονικώς] Marcellinus Comes: Agapitus Constantinopolim, ut diximus, de Roma adveniens, Anthimum mox de Ecclesia pellit, dicens eum iuxta Ecclesiasticam regulam adulterum, qui sua Ecclesia dimissa, ambierat alienam.

279, 21. 'Oνωρίου] Cum Zonaras hoc loco Regum Vandalorum in Africa Historiam breviter satis perstringat, haud incongruum forte videbitur si prolixiori paulo exce a hanc rursum hic proponam, utque provincia illa, ex o Romani iuris ab Africanis Scipionibus facta est, in Barbarum ius potestatemque venerit. Atque ut rem altius petam, Theodosius M. liberis, quoad adolescerent, tuto s reliquit Ruffinum et Stiliconem, qui utramque aulam r

rent. Hi commissa sibi tutela et administratione prave utentes, alius sibi, alius filio suo affectans regale fastigium, ut rebus repente turbatis necessitas reipublicae scelus ambitus tegeret, gentes barbaras in Romani Imperii ditiones ille immisit, hic fovit. Has inter Vandali et Alani pridie Kal. Ianuarias anno Chr. 406 traiecto Rheno Gallias intraverunt, quibus ferro flammaque vastatis, tandem perfractis Pyrenaei claustris, quae diu Didymus et Veninianus fortissimi Romanorum duces tutati erant, Hispanias 4. Kal. seu, ut alii volunt, 3. Id. Octobr. irrumpunt anno 409 aera 447. Exhinc Hispanicis inter se divisis provinciis, Gallaecia Vandalis et Suecis, Lusitania et Carthaginensis provincia Alanis obvenere: at Vandali cognomine Silingi relicta Gallaecia Boeticam provinciam sortiuntur. Quis tum istius in Gallias et Hispanias irruptionis tempore Vandalis imperaverit vix con-CROCUM quidam, qui tot mala Galliae intulit, ab Historicis nostris passim recensita, seu, ut ab aliis vocatur, Croscum, Vandalorum regem fuisse opinantur. Et sane ita inscribitur in vita S. Antidii Vesuntini Episcopi, et apud Sigebertum an. 411. Alii non Vandalorum, sed Alemannorum regem extitisse volunt. Id porro constat Crocum a Mario Praeside versus Arelatensem urbem interceptum, post varia cruciatuum tormenta tandem neci datum. Frigeridus apud Gregorium Turonensem scribit Vandalos a Francis devictos acie, 20 ferme millibus ferro interemptis, Godegisilo, seu, uti a Procopio et Theophane appellatur, Godegisclo, seu Modigisilo, ut a Roderico Sanctio et Abbate Usperg, rege eorum absumpto, cunctis, inquit idem Frigeridus, Vandalorum ad internecionem delendis, ni Alanorum vis in tempore subvenisset: quam quidem cladem intra ipsas Gallias accidisse idem testatur, proindeque ante Vandalorum in Hispanias adventum, ita ut dubium videatur an Godegi-"us in Hispania consederit, quod volunt Procopius et Zo-Memoratur praeterea ab Idatio gentis Vandalorum alter Fredibaldus, quem circa annum 417. Constans, Placidiae maritus, sine ullo certamine ingeniose captum Imperatorem Honorium destinavit: is porro, ni fallor, adalis, qui in Galliis remanserant, imperavit.

GUNDARIS vero, seu Guntharis, uti a Procopio, seu Gundericus, ut ab aliis appellatur, Godegisili filius, primus in Hispania Vandalis praefuit, qui rupto pacis foedere, Sue-58 vos pervasis montibus obsedit anno 419, ac tandem relicta Gallaecia cum omnibus Vandalis in Boeticam transiit anno 420 captaque Hispali, cum irreverenter in Basilicam S. Vincentii Martyris manus extendisset, mox Dei iudicio daemone in ipsis templi foribus correptus interiit anno Theodosii iunioris 4. Chr. 427 vel 26, ut alii volunt, cum imperasset annos 18. Procopius a fratre interemptum scribit.

GAISERICUS seu Geisericus, Gotharis frater nothus, eidem in regnum successit: qui ex Catholico Arianus factus, de Boeticae provinciae littore, cum Vandalis omnibus, quos ad octoginta millia fuisse scribit Victor Vitensis, eorumque familiis, ad Mauritianiam et Africam relictis transiit Hispaniis anno 427 mense Maio, Hierio et Ardaburio Coss. Scribit Theophanes Vandalos a Bonifacio Africae Praetore in Africam evocatos. Cum enim affectatae tyrannidis apud Valentinianum Imperatorem ab Aëtio falso accusaretur, sibique ac vitae timeret, Geisericum ex Hispaniis in Africam evocavit. Exinde probata per amicos fide apud Placidiam Augustam, exercitum in Vandalos Africam incursantes eduxit, a quibus snperatus Romam rediit, ubi ab Aëtio interemptus est. At Geisericus, violato foedere quod cum Valentiniano Imp. pepigerat, Carthaginem metropolim post 14 mensium obsidionem occupat 10. Kal. Nov. anno Chr. 439. Hanc vero captivitatem Carthago subiit anno postquam Romana esse coeperat 585. Post haec mediterranei maris insulas invadit, Siciliam tributario iure Odoacro Italiae regi concedit: inde ab Eudoxia ValentinianI iam defuncti uxore invitatus Romam ingreditur, rebus omnibus per 14 dies spoliat, secumque inde Eudoxiam cum duabus filiabus abducit an. Chr. 455. Tandem post multarum provinciarum cladet Christiani apud Africam populi spolia et neces mori anno 466, cum imperasset annos 40, iuxta Victorem Tui nensem: quanquam Victor alter Vitensis annos regni 27 menses 3 duntaxat putet. Ita enim legendum, non ut li editi praeferunt, 37: nam Geiserici regni annos Victor

spicatur a capta Carthagine Africae metropoli, quod ex tempore captae Romae liquet, quam captam scribit anno Geiserici 15, hoc est a capta, ut dixi, Carthagine, ut recte observatur a Franc. Balduino. Quatuor illi fuere filii, Hunnericus, Genzo, seu Gentho, cui regni partem reliquit pater, Theodericus, et Theodatus, qui patre superstite obiit. Porro quantas calamitates Africae intulerit, dum Catholicam fidem Ariana impietate intra regni sui fines subvertere nititur, pluribus prosecuti sunt idem Victor Vitensis, Possidius Calamensis, Prosper Aquitanus, Iustinianus Imp. et alii eiusce aevi scriptores.

HUNNERICUS, maior Geiserici filius, Vandalorum et Alanorum Rex, Ariano pariter suscitatus furore, Catholicos per totam Africam atrocior patre persecutus est. Nec in eos solos saevitiam exercuit, sed etiam in propinguos: nam desiderans post obitum suum (verba sunt Victoris Vitensis) quod non contigit, regnum suum statuere, Theodericum fratrem, filiosque eius, Gentonisque fratris nihilominus filios crudeliter coepit insequi, quorum nullum dimitteret, nisi ei mors desiderii sui voluntatem auferret. Primo sciens uxorem Theodorici fratris astutam, credo ne forte maritum aut maiorem filium, qui prudens et sapiens videbatur, consiliis acrioribus adversus tyrannum armasset, crimine apposito, eum interfici iubet. Post occiditur et ille filius magnis litteris institutus, cui secundum constitutionem Geiserici, eo quod maior omnibus esset, regnum inter nepotes potissi-Et paulo post tunc et Gentonis maiorem mum debebatur. filium, nomine Godegisum, cum uxore absque solatio servili aut ancillae, crudeli exilio delegavit. Fratrem vero Theodoricum, post occisionem uxoris et filii, nudum atque destitutum similiter exulavit. Post cuius mortem filium, qui supererat, infantulum, duasque filias eius adultas, impositas 59

is longius affligendo proiecit. Sed et Comites quamrimos et nobiles gentis suae obiectionibus falsis insectans, hoc quod germano faverent, alios incendit, alios iugut, imitator Geiserici patris, qui sui fratris uxorem ligato dere lapidum in Amsagam fluvium Cirtensem famosum do demersit, et post necem fratris eius filios interfecit. Et haec quidem licet prolixiora ex Victore depromere libuit, ut Geiserici familia innotesceret. Caeterum Hunnericus, cum prius a Zenone pacem per legatos impetrasset, inter innumerabiles suarum impietatum strages, quas in Catholicos exercuit, interioribus cunctis effusis, ut Arius patereius, misere finivit vitam octavo regni sui anno, seu, ut habet Isidorus, septimo, mense 5, ut Victor Vitensis mense 10 anno Chr. 474. Uxorem vivente patre duxit Eudociam, Valeatiniani 3. Aug. filiam, ex qua natus Hildericus, qui post Thrasimundum Vandalis imperavit.

GUNTHAMUNDUS, Genzonis filius, ut produnt Procopius, Theophanes, Hermannus Contractus, et alii, non vero Hunnerici, ut Zonaras, Conradus, Abbas Uspergensis et Nicephorus Callisti (quibusdam etiam Hunnerici frater), adepto Vandalorum regno, pacem Ecclesiae restituit, Catholicis ab exilio revocatis. Foedere dein cum Romanis facto, Carthagine moritur anno Chr. 496, regni 12, ut habent Procopius, Theophanes et Zonaras, non vero 14, ut alii.

TRASAMUNDUS, Gunthamundi frater, ut scribit Procopius, non vero Hunnerici, ut quidam volunt, Gunthamundo successit, fratris et patris perfidiam secutus, et Ariana insania plenus, Catholicos insectatus, eorum Ecclesias clausit, et in Sardiniam exilio ex omni Ecclesia Africana 120 Episcopos misit: in quibus fuit Fulgentius Ruspensis Episcopus, cuius praeclara extant monumenta. Tandem Carthagine moritur anno Chr. 517 aera 555, cum imperasset annos 27. Huins uxor Amalafrida, Theodorici regis Italiae soror, quam priore uxore extincta duxit, post coniugis mortem fugiens ad barbaros, congressione facta, Capsae iuxta Eremum capitur, et in custodia privata moritur.

HILDERICUS, Gregorio Turonensi et Paulo Diacono Childericus, Victori Tununensi HILDERIX dictus, Hunnerici et Eudocia filius, Vandalorum regnum post Transamundum ilpiscitur, qui non patrem haereticum, sed matris Catho ac consilia secutus, cultor rectae fidei enituit, Episcopo exilio revocavit, et Ecclesias aperuit. Hunc Gilimer a pta tyrannide regno privatum, cum filiis cărceri manci ac in ipso denique Belisarii occursu priusquam congr

fieret, interfecit. Regnavit annos 7. menses 3. Hilderici filios et nepotes Iustinianus, capto Gelimere, agris et opibus sat amplis donavit.

GELIMER, Hermanno Contracto Geylamer dictus, Geloridis filius, Gentonis, Genserici filii, nepos, Vandalorum regnum occupat, anno Chr. 526 multos nobilium Africae provinciae crudeliter perimit, multorumque substantias tollit. Adversus Gelimerum Iustinianus nocturna visione Laeti Episcopi, qui sub Hunnerico martyrium pertulerat, expeditionem suscipit, et Belisario exercitus ducatum committit, qui sub exitum anni 533 Africam ingressus, hanc intra 3 menses Romano subdidit Imperio, hoc est a Kal. Sept. ad Kal. becemb. cum in exercitu 5 duntaxat militum millia haberet, Gundimero, Gebamundo, et Tzezone, seu Zatinone, Gelimeris fratribus, primum superatis et caesis, mox ipso Gelimero fugato, et expugnata Carthagine. Insequenti vere anno Belisarius Gelimerum tota obsessum hieme in potestatem recepit, et Constantinopolim traduxit ad Iustinianum, 4 eius Consulatu, quo facto sparsam de se in Africa tyrannidis calumniam abstersit. Tum ingens decus consecutus est, re- 60 praesentata longo intervallo veterum triumphorum specie, quorum ille ritu et apparatu, nisi quod pedes ambulabat, captivis ante se traductis, inque his Gelimero ipso, cum ilhad identidem clamaret, Vanitas vanitatum, etc. Post triumphum agro in Galatia donatus est Gelimerus, neque, quod Arianam eiurare nollet haeresim Patricius est factus. hinc receptae insulae, Sicilia, Baleares, Corsica, Sardinia, et aliae.

Extinctum est Vandalorum regnum in Africa anno 95 post occupatam Carthaginem, post eorum vero in Africam ingressum 107: unde castigandi scriptorum plerique, Marcellinus nempe, qui captam Carthaginem anno exeidionis rae 96. Victor Tununensis, qui anno 97 ingressionis Vandorum: Marius Aventicensis Episcopus anno 92 captum limerum et expugnatam Africam scribunt: quanquam saapparet eosdem auctores Africae captivitatem auspicari a pta Carthagine, a qua etiam Victor Tununensis annos rei Hunnerici putat, quantumvis ab ingressu Vandalorum

interdum calculum inire videantur. Ita Iustinianus Imperator Africam per 95 annos a Vandalis captivatam brevi tempore libertatem recepisse scribit.

e indertatem recepisse scribit.

280, 8. ἀπειλοῦντι δὲ] Vide Anastasium Bibl. in Agapeto. 280, 19, Μηνᾶς] Anastasius in Agapeto: Tunc piissimus Augustus Iustinianus rogans beatissimum Agapitum Papam, et in loco Anthimi Episcopum consecravit Catholicum nomine Mennam. Ubi observandum eundem Pontificem Constantinopolit. ita semper indigitari in Conciliis et apud scriptores Latinos, non vero Menam.

280, 30. δ μέντοι Μηνας Illius memoriam agunt

Graeci 25 Aug. Menaea.

280, 32. τον βίον κατέλυσε] Obiit Menas ἐν γήρος πίονι, πλήρης καὶ τῶν κατὰ Θεον ήμερῶν ὑπάρχων, ut ait Eustathius in vita S. Eutychii Patr. CP. n. 33.

281, 1. Εὐτύχιος] Menae successit Eutychius, tum annos natus 40, ut est apud eundem Eustathium n. 26.

281, 3. ή πέμπτη σύνοδος] Vide eundem Eustathium

n. 28. 29 etc.

Ib. τ πέμπτη] Sanctorum Patrum qui Quintae Synodo interfuerunt memoriam celebrant Graeci 25 lulii.

281, 13. Βελλισάριον] Βελισάριον mss. omnes, Procopius, et alii. Cum duplici λ effert etiam Theophanes.

ο δε Βελισάριος] Vide Anastasium Bibl. in S. Silverio

PP. initio, et alios.

282, 12. καὶ βασιλέα] Procop. de bello Gotth. 2, 30.

282, 19. ἐκεῖθεν μετεκαλέσατο] Gregorius Turon. 3, 32. Cumque Imperator vidisset quod Belisarius crebrius vinceretur, amoto eo, Narsetem in eius locum statuit: Belisarium vero Comitem stabuli, quasi pro humilitate, quod prius fuerat, posuit.

283, 1. καθιερωθήναι] Celebrata aedis Sophianae secunda Encaenia 20 Decembris Theophanes, 24 eiusdem mensis Chronicon Alexandrinum annotant. At Menaea ita c stinguunt: ad 22 Decemb. τὰ θυρεπανοίξια τῆς τοῦ Θεο μεγάλης ἐπκλησίας. τῆ αὐτῆ ἡμέρα τὸ φωτοδρόμιον τῆ τοῦ Θεοῦ ἐπκλησίας. Et ad 23 eiusdem mensis: τὰ ἐγκαι νια τῆς ἀγίας τοῦ Θεοῦ μεγάλης ἐπκλησίας.

283, 23. τῶν Σηρῶν νήματα] Procop. de bello Gotth. 4, 17.

284, 15. καὶ ἀφείλετο μὲν Ter in Iustiniani offensionem venit Belisarius: ac semel quidem post devictos Vandalos, tyrannidis insimulatus, ex Africa revocatus, post C. Basilii anno 4, ut scribit Marcellinus Comes: Belisarius de Oriente evocatus in offensam periculumque incurrens grave, et invidiae subiacens, rursus remittitur ad Italiam. Rem etiam prodit Procopius 1, 21 de Bello Vandal. et in Hist. arcana cap. 18. Rursum Theodora Augusta instante, in gratiam Antoninae uxoris, coniugi tum infensae, illo non modo exauctorato, sed et omni satellitio privatus, adeo ut solus urbem obiret cogitabundus ac tristis, ac sibi de im- 61 minente caede timens, ut narrat idem Procopius in Hist. arcana cap. 4 et ex eo Constantinus Manasses p. 66. tertio denique, iam senex, post devictos urbem lacessentes Hunnos anno lustiniani 32 tanquam popularis aurae blanditiis insolescens, aliasque spes animo volvens, iussu Imperatoris omni satellitio spoliatus, domi sub custodia detentus est, ut narrant Agathias lib. 5 et alii: sed anno 36 Iulii mensis 10 in pristinum gradum restitutus est. Denique anno 38 mense Martio Byzantii moritur, facultatesque eius omnes aedi Marinae, seu aerario publico, addicuntur, ut prodit Theophanes. Ex quibus falsum esse colligitur quod scribit Fredegarius in Hist. Francor. epitomata cap. 50 et ex eo Aimoinus, Belisarium a Francis in Italia interfectum. Hanc igitur postremam Belisarii calamitatem hic intelligit Zonaras, quae occasionem praebuit fabulosis quibusdam Graecis scriptoribus confingendi, effossis oculis, in trivio mendicasse obolos Belisarium, quod de Ioanne Cappadoce, viro Patricio, Exconsule et Praefecto Praetorii, inaudierant ex eodem Procopio lib. 1 de bello Persico extremo, quem ἄρτον ἢ ὀβολὸν ἐκ τῶν προσπιπτόντων petiisse scribit. Simile quiddam praeea narrat Leo Grammaticus in Michaele Theophili filio 467 de Symbatio Armenio, Caesaris genero, qui rebellaverat. ptus enim, altero ex oculis effosso, et dextra eius amputata, aedem Lausi statuitur, και δεδώκασι σκεύος έν τῷ κόλπφ ου, ενα ο έγη προαίρεσιν επιρρίπτη αυτώ τι, etc.

284, 19. περὶ τὰ τελευταῖα] Vide Eustathium in vita S. Eutychii n. 33.

284, 20. αίφέσει άλώσιμος] Vide Euagrium 4, 138 et

Baronium.

284, 25. τον Πατριάρχην Ευτύχιου] Huius memoriam agunt Graeci 6 Aprilis, ut est in Menaeis, vitam vero scripsit Eustathins seu Eustachius, editam a Papebrochio.

lbid. εlς 'Αμάσειαν] Primo in insulam Principis, deinde

Amaseam relegatur Eutychius. Idem Eustathius n. 40.

284, 28. βασιλεύσας ξτη τριάποντα καὶ ὀπτω Sumpto principatus initio a 1 April. indict. 5, quo a patruo Iustino Imperator appellatus est, uti monuimus in Familiis Byzantinis, et ut ipsemet Imperii sui annos putat in Novella 47.

285, 18. Σοφιανά] De Sophianarum Palatio multa congessimus in nostra Constantinopoli lib. 4. sect. 12. n. 1. Illius praeterea meminit Anonymus ms. in vita S. Stephani Iun., ubi de Copronymo: ἐν τῷ αὐτοῦ παλατίῳ, ἔνθα καὶ τὰς μυσαρὰς αὐτοῦ προπομπὰς ἐποιεῖτο τῷ ἐπιλεγομένφ Σοφιανές.

287, 3. αί δὲ πρὸς Πέρσας] Bellum a lustino Persis illatum ad annum 5 revocat Ioan. Biclariensis: de quo agunt praeterea Euagrius 5, 7. Theophanes et Cedrenus an. 7 etc.

287, 10. 'Aφέθαν] Idem Theophanes an. 7.

287, 15. Μαρτίνον] Sic appellatur a Theophane: Mar-

cianum vocat Euagrius 5, 8.

287, 19. ὁ δὲ τῶν Περσῶν] Persas cum Romanis Pacis foedera rupisse an. 8 Iustini auctor est Biclariensis. At quem Hormisdam Theophanes et Zonaras, Chosroem vocat Euagrius 5, 9. 10. 11 et 12, ubi et de Adarmane et Martini exauctoratione pariter agit.

287, 27. σπονδάς έθετο Euagrius 5, 12.

287, 30. Κόμητα] Notarii dignitatem obiisse Tiberium scribit Eustathius in vita S. Eutychii Patr. Constantinopol n. 67, scilicet ordinis primi, quomodo eam vocat Lactantius in libro de Mortibus persecutorum cap. 10.

287, 32. προσεκαλέσατο] Eustathius in vita S. Euty

chii Patr. Constantinopol. n. 70 et seqq.

289, 21. καὶ ἐκλελοιπότος] Obiit S. Eutychius ea Doninica quam Graeci δευτεροπρώτην, Latini in albis vocant, 62 5 April. an. Chr. 582 Eustath. n. 96. Postridie illius me-

moriam agi observant Menaea.

289, 27. Ἰωάννης ὁ Νηστευτης] Cuius memoriam et Synaxin agunt Graeci 2 Septemb. et Encomium descripsit Callistus Patr. Constantinopol. quod habetur in cod. reg. 276. Huius Canones Poenitentiales edidit Morinus in libris de Poenitentia: praxin vero ab eo Graecis praescriptam in confessione peragenda, Leo Allatius lib. 3 de utriusque Eccl. consensione cap. 17. n. 10.

290, 2. δ τῶν 'Αβάρων] Ioan. Biclariensis an. 1 Tiber. 290, 8. ἐπὶ τῷ ἐαυτοῦ ὀνόματι] Theophan. an. 4

l'ib**erii.** 

290, 10. Mavoinion loan. Biclariensis an. 2. 3 et 4

Tiberii.

291, 6. Χαγάνος] Varias Chagani Avarum in Imperii provincias excursiones subinde memorat Theophylactus Simocatta in Hist. Mauriciana, et ex eo alii: sed nullus, ni fallor, meminit Thessalonicae ab eo obsessae, et S. Demetrii ope ab ea obsidione liberatae, de qua laudatur a Leone Allatio in Biatriba de Simeonibus, narratio scripta ab auctore qui ipso Mauricio imperante vixit, et prorsus in obsidione seripsit.

291, 32. Μαρτυρόπολιν] Cuius urbis meminit prae

caeteris Simocatta 4, 15 et Theophanes an. 5 Mauricii.

292, 16. γυναικείαν ἐσθήτα Simocatta 3, 8. Theophan. p. 222. Vide Notas ad Cinnamum p. 431.

293, 3. ἐπελθόντες] Simocatta 4, 3. 4. 5. 6.

293, 16. Χοσφόης Idem Simocatta 4, 7. Theophan. an. 7 Mauricii.

293, 20. κατὰ Βάραμ] Simocatta 4, 9 et seqq. 293, 30. ἀπρδιδράσκει] Simoc. 4, 10. Chronic. Alexandr.

. 9 Mauricii.

294, 8. Tovorow Simoc. 5, 10. Theoph. an. 7 Mauricii.

294, 19. λέγεται δέ] Simoc. 5, 15.

294, 32. τον μέγαν βασιλέα] Eo quippe titulo donati rsarum reges. Vide Dissert. 27 ad Ioinvillam.

295, 18. η λιος έσκιά θη] An. Mauricii 9. Simoc. 5, 16. lb. γυνή τις] Theophan. an. 13 Maur.

295, 27. γράμματα προς Πρίσκον] Simoc. 6, 5.

296, 4. σπένδεται] Huc spectant ista Ioannis Tzetzae Chil. 3, 72.

296, 6. εν Αρυ... σοπολεί μονην η Γπεορπαπ. an. 12 Mauric.
296, 13. πυριαπός | Chron. Alexandr. an. 12 Maur.

297, 13. πάντας ξίφεσιν ἐξεθέρισε] Hanc captivorum caedem ad an. 18 Mauricii referunt Theophanes et Cedrenus, de qua prorsus silet Theophylactus Simocatta. Chronicon ms. ab Adamo ad Leonem Philos. καὶ μηδὲ τοῦτο κατα-δεξαμένου τοῦ βασιλέως, θυμωθεὶς ὁ βάρβαρος ἀπέκτεινε γιλιάδας ιβ΄ ἐν τῷ κάμπῳ τοῦ Τριβουναλίου, τῷ ὅντι

χιλιάδας ιβ έν τω κάμπω του Τοιβουναλίου, τω δυτι πλησίον τοῦ (Εβδόμου. Sed an Avares ad urbem usque tum accesserint, vix est ut credam, cum ad Singidonem haec ferme gesta scribantur.

298, 5. Ιπέτευε τῷ Θεῷ Glycas seu Zonaras Epist. 63 26 ἀλλὰ καὶ ὁ βασιλεὺς Μαυρίκιος ἁμαρτία περιπεσῶν μείζονι τοῦ ἀφεθῆναι αὐτῷ, μυριοπληθῆ γὰρ στρατὸν μαχαίρα παρέδωκε βαρβαρικῆ, εὐχαῖς ἀνδρῶν ὁσίων ἐξέ-

φυγε την αλωνίζουσαν πόλασιν.

299, 11. τοῦτο στάσιν] Simocatta 8, 6. 7.

299, 18. Θεοδόσιον] Simocatta 8, 9.

299, 22. ὖποχώρησις] Simocatta 8, 8. 9.

299, 31. διὰ τόπους Id est βάθρα. Theophanes habet διὰ στάσεις τόπων, in quibus sedere consueverant, und docemur cur τόπων appellatio indita sit urbis tractui, de quo egimus in nostra Constantinopoli 2 p. 180.

300, 6. απιθι] Theophanes p. 243. Huc referri po test quod scribit Busbequius in epist. 1 legationis Turcica Praetorianos milites Turcicos, quos Genizarios vocant, cu.

congiaria a supremo Sultano petunt, si recusantur, subinde haec ei verba inferre, Salvus sit frater, fratrem nobis Deus servet. Quibus quidem verbis minantur se Sultanum de medio sublaturos, fratremque illius ad Imperii fastigium educturos.

lb. μάθε κατάστασιν] Ita etiam Theophanes, ubi Miscella: Vade, disce ordinem, id est, disce modeste agere, ut recte vertit Goarus, vel ut Wolfius in Notis, Disce modestiam. Ea enim vis est vocis Κατάστασις, ut in Gloss. med. Graecit. docemus.

300, 8. εἰς τὸν ἐν Καλχηδόνι τοῦ Εὐτροπίου λιμένα] Ita scriptores omnes Byzantini, ex quibus errare constat Ioannem Tzetzem Chil. 3. cap. 85, qui in Circo caesum scripsit:

τὰς συμφορὰς ἐκτραγφδεῖν ἐῶ τοῦ Μαυρικίου, πῶς σὺν συζύγφ καὶ παισὶ Φωκᾶ τοῦ τυραννοῦντος ἐξεδαμνήθη πρόρριζος μέσον ἱπποδρομίας.

Extitit etiam Constantinopoli tractus Eutropii dictus, cuius mentio est in Excerptis Historicis in cod. reg. 1334: ἐπὶ τῆς βασιλείας τοῦ Τζιμισκή σεισμὸς ἐγένετο οἶος οὐκ αλλος ὅτε καὶ ἡ τῆς μεγάλης ἐκκλησίας ἀψὶς διερράγη, καὶ ὁ ἐν τοῖς Εὐτροπίου στύλος κατεβλήθη, ὅτε καὶ ὁ ἐπὰ αὐτοῦ μοναχὸς τοῖς θαλαττίοις ἐναπεπγίγη ξεύμασιν.

300, 19. μεγαλοψύχως] Non defuere qui Mauricium inter Martyres collocavere, atque inprimis auctor vitae S. Ioannis Ieiunatoris, in Concilio Nicaeno 2. act. 4: καὶ διεποφευόμεθα σὺν τάχει πολλῷ, ὡς δὴ κατὰ τὴν ἀντιπέφαν γῆν Μαυφίκιον τὸν βασιλέα καταληψόμενοι, Μαυφίκιον τὸν πάλαι μὲν δικαιότατον καὶ πραότατον, νῦν δὲ ἤδη καὶ μάρτυρα τούτῳ γὰρ ὁ βύθιος αὐτῷ δράκων ὁ τύραννος καὶ μὴ βουλόμενος ἐχαρίσατο.

έν μια δε ήμερα] Simocatta 7, 15.

δηλοΐ γοῦν] Chronicon Alexandr. an. 1 Phocae, Theomes anno 18 Maur.

μοναχός τις] Simocatta 7, 12. Theophan. an. 19.

lneτευε τῷ Θεῷ] Simocatta 8, 8.

φήμης δέ] Theophan. an. 20.

οναο Theophan. an. 20.

300, 24. ἐν τῷ ναῷ τοῦ ἀγίου Μάμαντος] Scribit Georgius Monachus in Lacapeno n. 13 istius Augusti aetate inventas tres sepulcrales urnas in aede S. Mamantis, alteram cum figuris ac imaginibus, et alias duas absque figuris, illasque in Myrelaei Monasterium ab ea conditum delatas. Verba Georgii sunt: τηνικαῦτα δὲ καὶ Πετρωνᾶς αἰδεσιμώτατος προστάξει Ῥωμανοῦ βασιλέως ἤγαγε λάρνακα ἔνζωδον, καὶ ἔτερα δύο γλυφῆς ἀμοιροῦντα, ἐκ τῆς τοῦ ἀγίου Μάμαντος μονῆς ἀνδρείας τῆς πλησίον οὕσης τῶν Ξυλοκέρκου λεγομένης πόρτης, ἐν οἶς φασὶν ἐναπο-64 κεῖσθαι Μαυρίκιον σὺν αὐτοῦ παισίν ἃ καὶ ἀπετέθη ἐν τῆ τοῦ βασιλέως μονῆ, ἤτοι εἰς Μυρέλαιον.

300, 25. Φαρασμάνης] Alius a Pharasmane Colcho, cuius meminit Procopius de bello Persico 1, 8. et de bello Vandal. 2, 19, siquidem is Eunuchus non fuit, cum pater

dicatur Zaanae.

300, 27. τὰ ἡρωελεγεῖα] Recitat praeterea Mauricii Epitaphium Cedrenus, quod versibus Latinis totidem reddiderat hoc loco Wolfius, ut et aliis Xylander apud eundem Cedrenum: sed versionum istarum loco longe antiquiorem et venustiorem ex Epigrammatum veterum collectione Pithoeana hic inserere operae pretium visum est.

300, 30.  $\lambda o \chi l \eta$ ] Ita codd. mss. At Cedrenus et Constantinus Manasses p. 178  $\lambda o \chi e l \eta \nu$  habent.

301, 18.  $\delta$   $N\alpha\rho\sigma\tilde{\eta}_S$ ] Theophan. et Cedrenus an. 1 et 2 Phocae.

301, 25. Φιλιππικός δέ] Theophan. an. 4 Phocae. Obiit an. 612, Heraclio imperante. Niceph. CP.

301, 28. Kuquaxov] Obiit Cyriacus 29 Octob. an. 4 Phocae, ut est in Chronico Alex.

301, 30. Θωμᾶς] Creatus 23 Ianuar. an. 1 Phocae. Idem Chron. Illius memoriam agunt Graeci 21 Martii, utest in Menaeis.

302, 5. "Αβαρες] Quorum frequens mentio in Francic Annalibus. Chronicon S. Vincentii de Vulturno p. 692 (Cacano Rege Avarorum, qui et Hunni dicuntur.

302, 20. 'Αναστάσιον Ita etiam Theophanes et Ce

drenus an. 7 Phocae: at Chronicon Alex. an. 8 eiusdem Phocae a militibus interemptum ait.

302, 24. ἐτελεύτησε Moritur Thomas Patr. 20 Martil anno 8 Phocae. Chronic. Alex.

302, 25. Σέργιος] 22 Martii. Chron. Alex. 302, 26. Πρίσκφ] Qui Crispus dicitur eidem Zonarae in Heraclio, Nicephoro CP. et Cedreno. Vide Stemmata Byzantina. [Haec annotatio pertinet non ad Ilolono p. 302, 26, sed ad Ilolonov, quod legebatur p. 303, 26, ubi nunc Kρίσπου restitutum ex codicibus Parisino et Monacensi.]

302, 28. εἰκόσι] Vide Nicephorum CP. Theophanem, Cedrenum, etc. Λαυράτας vocat eiusmodi imagines Theophanes an. 5 Phocae. Ut vero eae in Circum deducerentur docet Chronicon Alexaudrinum p. 876, a candidatis scilicet et cum cereis accensis, μετα κηραψίας, quomodo videre est etiam in Notitia utriusque Imperii, ubi de Praesectis Praetoriorum.

έπὶ συνθήκαις ] Nicephorus CP. Theophanes.

304, 2. οὕτως ἄθλιε Eadem habet Nicephorus CP. 304, 24. of δέ γε Πέρσαι] Niceph. CP. an. 616. Theophan. an. 2 Heracl.

305, 1. ἐκ γὰο τῶν] Theophan. an. 2 Heracl. 305, 12. κόρη τις] Niceph. CP. an. 612 incendio damnatam, non consumptam tradit, cum sese subduxisset. 305, 20. πρέσβεις Niceph. CP. an. 616. Theophan.

et Cedren. an. 4 Heracl.

305, 27. εί μη τον έσταυρωμένον] Theophan. et Cedren. an. 8 Heracl.

305, 30. προς του Χαγάνου Niceph. CP. an. 619. Theophan. an. 9. 10.

306, 9. δορυαλώτων χιλιάδας Vide Niceph. CP.

306, 13. καὶ ὁ βασιλεὺς ] Niceph. CP. an. 611.

306, 27. τοῦ Νικήτα Niceph. CP. an. 612. 306, 30. ἐπανέζευξε δὲ Niceph. CP. an. 612.

307, 7. ος γαμβοον Νicephorus, CP. ως γαμβοον ούπ ξποίησας, φίλον πῶς ἂν ποιήσειας; Ubi Petavius legenlum censet, ut et apud Zonaram, ɛls, pro ώς, vel ős. Ego ero apud Nicephorum vocem os reponendam censuerim,

uti apud Zonaram reperitur, cum per els nulla possit elica Horum igitur verborum sensus est, qui affinem non fecisti, qua ratione amicum feceris? Galli dicerent, vous qui n'avez pû faire un allié, comment ferezvous un amy? Ea enim est vis vocabuli γαμβρός, qua utuntur passim Byzantini scriptores pro eo qui per connubium affinitatem cum aliquo iniit, quemadmodum Crispus cum Phoca. Proinde expunximus vocem οσα, quam in textum immiserat Wolfius, quae abest ab omnibus mss. Sed et is potest dari sensus verbis γαμβρον et φίλον, quomodo nos Galli vocem faire usurpamus: vous qui n'avez pû faire le gendre, comment ferez-vous l'amy? id est, qui te ut generum non praestitisti, quomodo te amicum praestabis? Chronicon ms. Georgii Hamartoli: γαμβρον οὐκ ἐποίησας, ταλαίπωρε, καλ πῶς ἂν φίλον ποιήσειας; εἶτα κληρικὸν αὐτὸν καταστήσας εν τη μονή της γώρας περιώρισεν, εν ή μετ' ολίγου το πέρας του βίου εδέξατο. Post φίλου addit cod. ms. alnon.

307, 8. πληρικὸν γενέσθαι] 5 Decembr. an. 2 Heraclii. Chron. Alex. In Clericum igitur attonso Crispo Heraclius milites ita allocutus, ὁ παπᾶς Κρίσπος ὑπουργοὺς ὑμᾶς ξως τοῦ νῦν εἶχε etc., ubi νοχ παπᾶς Clericis convenit, non copiarum ducibus, uti vult vir magnus.

307, 14. ἄπειρόν τι πληθος] Chronic. Alexandr. an.

4. Heracl. Theophan. et Cedren. an. 5.

307, 27.  $\hat{\Sigma}\alpha\rho\beta\alpha\rho\sigma\nu$  Niceph. CP. an.615.

307, 32. ὁ Χαγάνος] Totam hanc historiam praeter Nicephorum Constantinopolit. an. 626. Chronicon Alexandr. an. 11. Heraclii, Theoph. an. 12. 13. 14. 15 etc. perstringit Anonymus scriptor in festum τῆς Ἀκαθίστου, editus a Combefisio p. 808.

308, 4. δ Βῶνος] Dignitate Magister, cuius mortem ad 11 Maii anno 17. Heraclii refert Chronicon Alexandrinum Vide Nicephor. Constantinopol. anno 622 et 626 et Theophanem an. 12 Heraclii.

308, 10. διέφθειραν] Victoriam hanc contra Avares narrant prae caeteris Nicephorus Constantinopolit. in Hera clio p. 52. edit. 1. quam etiam attigit Georgius Piside

istius aetatis scriptor, in versibus iambicis εἰς τὸν ἐν Βλαχέρναις ναὸν, quos hactenus ineditos ex cod. reg. hic describemus.

εί φρικτον ἐν γῆ τοῦ Θεοῦ ζητεῖς θρόνον, 
ἰδῶν τὸν οἶκον θαύμασον τῆς παρθένου. 
ἡ γὰρ φέρουσα τὸν Θεὸν ταῖς ἀγκάλαις, 
φέρει τὸν αὐτὸν εἰς τὸ τοῦ τόπου σέβας. 
ἐνταῦθα τῆς γῆς οἱ κρατεῖν τεταγμένοι 
τὰ σκῆπτρα πιστεύουσι τῆς νίκης ἔχειν. 
ἐνταῦθα πολλαὶ κοσμικὰς περιστάσεις 
ὁ Πατριάρχης ἀγρυπνῶν ἀνατρέπει. 
οἱ βάρβαροι δ' ὑπερβάλλοντες τῆ πόλει, 
αὐτὴν στρατηγήσασαν ὡς εἶδον μόνον, 
ἔκαμψαν εὐθὺς τοὺς ἀκαμπεῖς αὐχένας.

## 'Αλλως.

δεῖ γίνεσθαι δευτέραν Θεοῦ πύλην,
τῆς παρθένου τὸν οἰκον, ὡς καὶ τὸν τόκον,
κιβωτὸς ὡσθη τῆς πρὶν ἐνδεεστέρα,
οὐ τὰς πλάκας φέρουσα τὰς θεογράφους,
ἀλλ' αὐτὸν ἔνδον τὸν Θεὸν δεδεγμένη.
ἐνταῦθα κρουνοὶ σαρκικῶν καθαραίων
καὶ ψυχικαὶ λυτρώσεις ἀγνοημάτων.
ὅσαι γάρ εἰσι προσβολαὶ παθημάτων,
βλύζει τοσούτων δωρεὰς τῶν θαυμάτων.
ἐνταῦθα νικήσασα τοὺς ἐναντίους,
ἀνεῖλεν αὐτοὺς ἀντὶ λόγχης εἰς ὕδωρ
τροπῆς γὰρ ἀλλοίωσιν οὐκ ἔχει μόνη
θεὸν τεκοῦσα, καὶ κλονοῦσα βαρβάρους.

308, 20. τεμένη τοῦ πυρὸς] Τὰ πυρεία Nicephor. Constantinopol. an. 625. ναούς τοῦ πυρὸς Theophanes an. 13 Heraclii. Ioannes Ttetzes cap. 66

έπτὰ δὲ χρόνους πολεμῶν 'Ĥράκλειος τοῖς Πέρσαις, 
καάπτων Περσίδα σύμπασαν, καὶ πυρπολῶν, καὶ καίων, 
καὶ τον πυρφόρον οὐρανὸν κατέκαυσεν ἐκεῖνον, 
σὺν τοῖς Χοσρόου σύμπασιν οἶς εἶπον ἀνακτόροις, 
αὶ πῦρ Περσῶν κατέσβεσεν, ὅπερ εἰς σέβας εἶχον. 
'τ κεραυνοῦ μὲν ἀναφθὲν ὑπὸ Περσέως πάλαι,

66

λυγνοκαΐας δε πυρσοίς τοίς αειδιαδόχοις, καί συνεγέσι δε πυρραϊς, μεγάλαις, λαβροτάταις, έπιμελώς τηρούμενον μέχρι τοῦ τότε χρόνου, ύφ' 'Hoankelou' δὲ σβεσθὲν, μέγα πένθος Πεοσίδι, ὡς χρονικοὶ ταῦτα φασὶ, καὶ σὺν αὐτοῖς Πισίδης. De Pyraeo vide observata a Brissonio lib. 2 de Regno Persar.

308, 29. τον Σάρβαρον άνελεῖν] At hae fictae suerant ab Heraclio literae. Niceph. CP. an. 625.

309, 14. enl rourois Niceph. CP. an. 628.

309, 21. δια ταυτα Aliis verbis haec recitat Nicephorus CP.

309, 28. έγκρατης οὖν] Chronicon Alexandr. an. 18.

Heracl. Nicephor. CP. an. 628.

310, 7. μετ' εὐφημίας καὶ κρότων] Hunc apparatum Nicephorus CP. Theophanes et Cedren. an. 18 memorant.

310, 1. δ των Ίακωβιτων Καθολικός] Athanasius.

Theoph. an. 20. Heracl. Cedren. an. 25.

310, 30. Κύρον] Φάσιδος ἐπίσκοπον. Theoph.

311, 2. τοῦ Σωφρονίου Theophan. an. 20 Heracl.

311, 12. Σεργίου] Niceph. CP. sub indict. 12. 311, 17. Μωάμεθ] Theophanes an. 12. 21. Heracl. Cedren. an. 21.

312, 19. τήν τε Συρίαν] Quando primum Saraceni Mahumeto Duce Romanorum provincias incursare coeperint docet Stephanus Mathematicus apud Constantinum Porph. de

Adm. Imp. cap. 16.

312, 20. καὶ τῶν Ῥωμαίων Huc referri debent quae habet scriptor Chronici Orientalis in Beniamino Patr. Alexandrino: Heraclius autem Imperator in somnio vidit quendam sibi dicentem, Futurum est ut gens quaedam circumcisa te invadat, superet, et tui partem occupet Imperii: qui Iudaeos hos esse ratus est. Quamobrem omnes Iuda et Samaritanos qui in Imperio eius erant, baptizari ius Sed non multo post apparuerunt Moslaemani, quamobi Heraclius omnes suos collegit exercitus ab Aegypto us Asuanem, et tributum appendit Moslaemanis octo an donec exhausti sunt omnes eius thesauri. Qua qu'

tempestate, anno scilicet 21 seu, ut alii volunt, anno 28. Heraclii, Antiochia in eorum potestatem venit, quod et tradit Aythonus in Hist, Orient. cap. 15. Anno Dom. 632 maledictum semen perfidi Mahumeti regnum Syriae introivit, et Saraceni expugnantes Damasci opulentissimam civitatem, de manibus Graecorum, qui illam longo tempore tenuerant, abstulerunt, et postea in brevi tempore totum regnum Syriae occupaverunt. Postea vero obsederunt magnam Antiochiae civitatem, in qua Graeci illo tempore morabantur, Imperator Heraclius Augustus Romanum administrans Imperium hoc audiens misit magnum subsidium Graecis, ut civitatem tuerentur a perfidis Sarace- 67 nis: et dum gentes Imperatoris Heraclii ad quandam planiciem pervenissent, quam Possene nominant, Saracenique ex opposito venientes cum eis bellum crudelissimum inierunt. Magna fuit quidem altercatio inter eos, sed obtinuerunt finaliter Agareni, et in illo conflictu bellatorum innumerabilis cecidit multitudo, et usque nunc apparent ibi ossa cadaverum in maxima quantitate. Unde accidit quod Graeci, qui in civitate degebant, nimio pavore perterriti, ipsam civitatem Antiochiae Saracenis cum certis pactis et conventionibus reddiderunt. Deinde ut Ciliciam, Paphlagoniam, Lycaoniam, et alias Asiae provincias invaserint Saraceni, narrat. Adde Nicephor. Constantinopol. p. 69. edit. 1. Cedren. p. 429. Sigebert. an. 640 etc.

312, 32. μεταβαίνει] Aliis verbis tres codd. regii: ἡ δὲ βασιλεία καὶ τὰ τῆς αὐταρχίας εἰς τὸν ἐκείνου υίὸν τὸν Κωνσταντῖνον μεταβεβήκασι, τὴν δὲ Ῥωμαίων ἡγεμονίαν πρόσθεν διαδεξάμενον, etc. Cod. alius: ἐπὶ τῆ βασιλεία αὐτοῦ, καὶ μεταβαίνει ἡ αὐταρχία πρὸς τὸν υίὸν etc. Sic in verbis servato sensu variant interdum codices.

313, 1. Κωνσταντίνον] Quem et Heracleonam cognoatum scribit Georgius Hamartolus in Chron. ms. μετά δὲ άπλειον, ἐβασίλευσε ὁ Κωνσταντίνος ὁ υίὸς αὐτοῦ ὁ ἡμενος Ἡραπλεονᾶς, μονοθελητῆς παὶ αὐτός.

313, 4. Γοηγορία] Anastasiam vocat Chronicon ms. ab mo ad Leonem. Phil. in eodem Constantino: ούτος φαρεται ύπὸ τῆς ἰδίας μητρυιᾶς Μαρτίνης, καταλιπών

τὸν υίὸν Κώνσταν· ἐτέθη δὲ τὸ σῶμα αὐτοῦ ἐν τῷ ναῷ τῶν ἀγίων ᾿Αποστόλων ἐν τῷ ἡρῷῷ Ἰουστινιανοῦ· γυνὴ δὲ τούτου ᾿Αναστασία, ἣ καὶ μετὰ τὴν αὐτῆς τελευτὴν συνετάφη τῷ ἀνδρί. His consentit Cedrenus. Vide coniecturam nostram in Familiis Augustis Byzantinis.

314, 12. Polvina Istius portus videtur meminisse Co-

dinus in Orig. Constantinopol. n. 112.

- 314, 27. περίπυστον πολοσσόν | Eudocia Macrembolitissa uxor Diogenis Romani in Ioniis mss. ή Ρόδος αλλα τε έσχε θαυμαστά, καὶ τὸν τοῦ Ἡλίου δὲ κολοσσον. Χάοητος έργον, ανδρός Λινδίου ή δε Λίνδος πόλις εν Ρόδω, Κερκάφου τοῦ Ήλειου και Κυδίππης τῆς Όρχιμου θυγατρός κτίσμα, πήγεων εβδομήκοντα, καί ήν καί αύτος εν των έπτα θεαμάτων. Επί Σελεύκου και γαρ τοῦ Νικάνορος οι 'Ρόδιοι θαλασσοκρατήσαντες άνέστησαν τούτον τον γαλκούν ανδριάντα. ον δια το μέγεθος έκάλεσαν πολοσσόν, ἀφ' οδ παὶ αὐτοὶ Κολοσσαεῖς οἰνομάσθησαν ώς έκ μεγάλου παρασήμου. έπὶ δὲ Κώνσταντος έγγόνου 'Υρακλείου οι Σαρακηνοί την άγίαν γην πάσαν, καὶ Δάμασκου, καὶ τὴυ χώραυ πάσαυ τῆς Φοινίκης κατέσχου έπεὶ οὖυ περικρατεῖς γενόμενοι τῆς άγίας γῆς έκείνης, και σφόδρα πλεονάσαντες και περισχύσαντες, έξωπλισε πλοΐα πάμπολλα Μανίας δ τούτων άρχηγος, και την Ρόδον καταλαβών, τον κολοσσόν μετά στέ έτη της αυτου ίδρύσεως καθείλεν ον Ιουδαίός τις έμπορος ώνησάμενος, επταχοσίας χαμήλους εφόρτωσε του χαλκον πολοσσού. τινές δέ φασίν πλασθέντα από των γονάτων σεισμώ πεπτωκέναι. Vide Constantinum Porphyrogenitum de Adm. Imp. cap. 21 ex Theophane, et quae annotat Allatius ad librum de 7 orbis miraculis.
- 316, 3. έλεγε γὰς δεῖν μᾶλλον τὰς μητέςας etc.] Quaedam in hanc sententiam, adducto etiam Zonarae loco, annotavimus in nostra Constantinopoli Christiana lib. 1 p. 25 quam quidem praerogativam veteris Romae agnovit i Constantinus, τῆ πρεσβυτέρα Ῥώμη τὰ πρεσβεῖα τησής διὰ τὴν πρεσβυγένειαν, καὶ τὸ ἐκεῖθεν τὴν βασιλείαν ι ταῦθα μετενεχθῆναι, ut scribit idem Zonaras. Eadem riter ratione Romanae Ecclesiae praerogativam agnoscit lo

nes Palaeologus lmp. apud Sguropulum in Hist. Concilii Florentini sect. 2. cap. 12 ὅτι ἡ Ῥωμαϊκὴ ἐκκλησία μήτης ἐστὶν, ἡ δὲ ἀνατολικὴ θυγάτης καὶ ὀφείλει ἡ θυγάτης παραγενέσθαι πρὸς τὴν μητέρα. Et post expugnatam a Turcis urbem Andronicus Callisti in Monodia ms. in miseram Constantinopolim: ὡ Ῥώμη θεία, τί ποτε δράσεις τῆς θυγατρὸς γενομένης δούλης; et certe urbes, a quibus originem acceperant, ut parentes colebant, eundemque honorem exhibebant quem filii parentibus, ut observatum ab Henrico Valesio ad Excerpta Polybii.

316, 12. λουάμενος] Anastas, Bibl. in S. Vitaliano PP.

et alii.

316, 17. Μιζίζιον] Qui Mezzetius dicitur Anastasio in Adeodato, ubi de eius caede. Chronicon ms. Georgii Hamartoli in Constante: παρευθύς ἀναγορεύουσι βασιλέα Νιζίζιον τινα γενόμενον ἀρμενογενῆ etc. Ita etiam appellatur in Chron. ms. ab Adamo ad Leonem Philos.

317, 13. of δὲ τοῦ "Αγαρ] Ut tum obsessa fuerit urbs a Saracenis, praeter scriptores Byzantinos, narrant auctor Orationis in Festum τῆς 'Ακαθίστου p. 816 et Theophylactus Hierodiaconus serm. 12. p. 238.

319, 8. διὸ καὶ σύνοδον οἶκουμενικήν] Huius Synodi memoriam agunt Graeci 23 Ianuarii, ut est in Menaeis.

320, 27. Evera nal déna] Regnavit Pogonatus an. 17 a morte scilicet parentis computatis. Nam cum in Actis Concilii 6 oecumenici, quod coeptum est Constantinopoli 7 die Novembr. indictione 9 (anno Chr. 680), 27 Imperii eiusdem Constantini, post eius Consulatum 13 et Heraclii et Tiberii anno 22, inde colligitur Constantinum et fratres, patre superstite, Imperatores appellatos, ac Constantinum quidem an. 643, fratres vero anno 648.

322, 9. δόρατι τὸ τῶν σπονδῶν προσδήσαντες ἔγγραν] Idem habent Nicephorus Constantinopol. et Theopha3 an. 7 eiusdem Rhinotmeti. Sic alios legimus idem fatasse contra foedifragos, atque in primis Ioannem Asanem
lgariae regem, qui foedere ab Theodoro Angelo Thessaicae Imperatore fracto, collectis statim quantas potuit vias, in hostem progressus est, τῆ σημαία τὸν ἔγγραφον
κον ἀπαιωρήσας, et collatis signis, longe licet copiis

impar, profligavit, quod pluribus narrat Georgius Acropolita in Chron. cap. 25. Sed et scribit Ioannes Cantacuzenus 1, 52 flagrantibus inter utrumque Andronicum Palaeologum civilibus bellis, iuniorem τοὺς ἐπὶ ταῖς σπονδαῖς γεγενημένους τοῦ πρεσβυτέρου βασιλέως ὅρκους. οὺς αὐτὸς ϣ϶το ἐνορκεῖν, κελεῦσαι ἐπὶ τῆς σημαίας ἀναθέντας

εύθύ χωρείν πολεμίων.

323, 17. Παύλφ] Monachus is fuit Monasterii Callistrati. Neque ille duntaxat Leontium imperaturum praedixerat, sed et Gregorius Hegumenus ἐν τῆ Φλώρου μονῆ, ut est apud Nicephorum CP. p. 115 et alios: de quo quidem Monasterio egimus in nostra Constantinopoli 4 p. 156, ubi, ut hoc obiter moneam, Eustathius auctor Commentariorum in Homerum, quique in Myrensem Episcopum electus, postea Thessalonicensis extitit Archiepiscopus, monachum egit, ut docemur ex Demetrio Chomateno in Responsis ad Constantinum Cabasilam: τοῦ γὰρ σοφωτάτου ἐπείνου Εὐσταθίου, τοῦ κατὰ Φλῶρον, διακόνου ὄντος τῆς μεγάλης ἐπκλησίας, και Μαΐστορος τῶν ξητόρων, εἰς τὸν Λυκίων Μυρέων ψηφισθέντος etc.

324, 13. Ἰωάννην Πατρίκιον Africa, postquam a Iustiniano, Belisarii opera, in ius potestatemque Imperatorum rursum concessit, a Praetoribus, quos interdum Patricios, interdum Magistros militum Africae vocant scriptores, administrari deinceps coepit: quorum primus hunc magistratum gessit Salomon Eunuchus, qui rem praeclare gessit contra Mauritanos, quos et delevit an. 525, ut scribunt Procopius lib. 2 Vandal, Marcellinus Comes et Theophanes. Eo cum exercitu dissidente, missus Germanus, Iustiniani ex fratre nepos, anno 536, qui rem feliciter gessit adversus Stotzam tyrannum, eo inter Maurorum deserta bellando effugato. Inde revocato Germano, anno 539. Salomon rursum in eam provinciam missus, feliciter dimicans, ac rebe lionibus proturbatis, tandem ab eodem Stotza, qui regnui 69 in Eremi partibus invaserat, interficitur anno 541, non ve triennio post, ut scripsit Victor Tununensis. Sergius, S. lomonis ex fratre nepos, Bacchi filius, illius loco mittiti belli moderatorque provinciae. A Stotza et Mauris inqui

tatur an. 543. Is a Bulgaris postea Thraciam invadentibus an. 561 captus et distractus est. Ioannes, quem absque ullo titulo nominat Marcellinus, Victor vero militiae Ducem in Africa fuisse scribit, congressione facta in portu Tacea, Stotzam perimit, ipse vero ab eius armigero occiditur an. 545. Sed cum tradat idem Marcellinus anno sequenti revocatum Sergium, incertum an hanc dignitatem summo iure obtinuerit. Revocato igitur Sergio, Areobindas, nepte Imperatoris accepta, dirigitur in Africam, ibique anno 547. Carthagine intra Palatium occiditur a Gunthario, regno cum tyrannide assumpto: quem Carthaginis Dux Artabanus 36 regni sui die prandentem interfecit, Ioanne insuper Stotza iuniore vincto ad Principem misso. Idem Artabanus Areobindae ab Imperatore sufficitur, quo post aliquantos dies missionem flagitante, mittitur in Africam Ioannes, Pappi frater. qui Mauros domuit an. 551. Iterumque an. 562 in cuins subsidium cum valido exercitu misit lustinianus Marcianum, ex fratre aut sorore nepotem, Magistrum militum, qui pacem Africae reddidit. Exhinc aliquot alii Africae Praetores et Patricii recensentur sub Iustino juniore a Ioanne Biclariensi, atque in his Theodorus Praesectus Africae a Mauris interfectus sub an. 567. Theoctistus Magister militum Provinciae Africanae, qui a Mauris bello superatus perinde interiit sub annum 568. Et Amabilis, a Mauris anno sequenti pariter interemptus. Post hunc occurrit Gennadius Magister militum in Africa, qui, ut scribit idem Victor, Mauros delevit, et Gasmulem fortissimum Regem, qui iam tres duces superius memoratos Romani exercitus interfecerat, bello superavit, et ipsum Regem gladio interfecit, an. 2 Tiberii Augusti. Memoratur deinde Heraclius Africae Patricius et Magister militum an. 6 Phocae, Heraclii Imperatoris pater, apud Theophanem, auctorem Chronici Orienfalis, et alios, sub quo illius frater 6 regorius, seu ut aliis ppellatur, Gregoras, legati munus obiit. Denique Gregous Africae Patricius memoratur a Theophane, qui anno 5 onstantis in ea Provincia seditionem movit: et anno prome sequenti ab Arabibus Africam incursantibus pulsus est, ibuto Provincialibus imposito. Istius Gregorii praeterea mentio occurrit in Disputatione S. Maximi cum Pyrrho Patr. CP. coram quo illa acta est, et qui in aliquot eiusdem Maximi Epistolis Georgius nuncupatur. Hi rursum anno 660 Constantino Pogonato imperante, exercitum moverunt in Africam, octoginta hominum millibus in captivitatem abductis. Denique anno Leontii tertio iidem, Abimelecho Principatum obtinente, expeditione in Africam suscepta, universam Imperio suo subdiderunt, nequaquam reluctante loanne Patricio Africae, qui eo cum idoneis viribus a Leontio missus, rem primo feliciter gessit, Carthaginem Romanae ditioni asseruit, Saracenos in fugam vertit. Verum iis maiori postmodum apparatu et belli mole in eum contendentibus, Africa cedere coactus, cum omni quae supererat classe in Cretam insulam abscessit: ubi exercitus, male gesta re, Leontii offensionem veritus, Absimarum ad Imperium provexit. Accidit haec Africae clades circa annum 698, quam attigere scriptores, atque in iis Theophanes, Nicephorus Constantinopolit. in Historia, Constantinus de Administ. Imp. c. 22 Anastasius Biblioth. in Ioanne V. PP. et alii.

325, 12. ὑπὸ φυλακήν ἐποιήσατο] Chronicon ms. Georgii Hamartoli, de Leontio: καὶ δινοτμήσας αὐτὸν, ἐν

τη μονή της Δαλμάτου περιώρισεν.

325, 25. Βαάνης] Meminit alterius Baanae Praepositi et Patricii Pnotius in Epist. 91 et 114.

327, 28. Κυζον δέ τινα] Huius Synaxin agunt Graed 8 Ianuar. in Monasterio τῆς Χώρας, ut est in Menaeis.

327, 26. τον δε Καλλίνικου Πατριάρχην] Huius memoriam agunt Graeci 23 Augusti, ut est in Menaeis.

328, 16. νευροκοπήσαντες] Vide Gloss. med. Graecit. in Αντζοκοπεῖν. Anonymus Valesianus de Constantino M. Summa festinatione veredis post se truncatis Alpes transgressus etc. Constantinus Manasses p. 122 ῖππους νευροκοποῦσαι. Utitur etiam Theophanes an. 6 lustiniani.

331, 1. ἐξωθήσας] Libellus Synodicus Pappi: καὶ το Αρχιεπίσκοπου Κόρου ἐξέωσευ, ἐν τῆ μουἢ τῆς Χώρα ποιήσας αὐτὸυ ἔγκλειστου, καὶ ἀντ' αὐτοῦ Ἰωάννην ἐχει ψοτόνησεν.

331, 15. τυφλοῦται] Nihil crebrius in universa Byza

tinorum Imperatorum historia, quam excaecationis poena, in rebelles praesertim, vel qui rebellionum et coniurationum participes ac conscii erant: qua quidem ut mortis supplicio longe mitiori saepe utebantur, dum clementiam testari utcumque vellent. Constantinus Porph. in Basilii avi vita n. 34. edit. Combef. άλλ' ή του γενναίου βασιλέως φιλανθρωπία μόνη των όφθαλμων έκκοπή την τιμωρίαν ώρίσατο τέως των προκαταρξάντων της πονηράς συμβουλής. Μοχ rationem subdit: δια τούτο τη λεχθείση ποινή τούτοις τε μετανοίας παρέσχε καιρον, και τους λοιπους τών πονηρῶν ἐσωφρόνιζε. Michael Psellus lib. 1. hist. ms. αλλ' εύθυς σιδήρω τους όφθαλμους όρυττόμενος. ταύτην δή την πόλασιν πάσιν άπεμέτρει, και ό μεν μείζονα, ό δε ελάττονα άμαρτάνειν έδοξε. καὶ ὁ μὲν ἔργου ῆπτετο, ὁ δὲ μέχρι φήμης προέβαινεν. οὐ γὰρ ἐφρόντιζεν ὅπως ἂν άναλόγους τας τιμωρίας ἀποδώσει τοῖς άμαρτήμασιν, άλλ' όπως αν έαυτον έλευθερώσειε των ύποψιων, έδόκει δέ αὐτῷ ἡ τοιαύτη βάρβαρος πουφοτάτη τῶν ἄλλων. διότι τούς τιμωρουμένους απρακτους εποίει, ταύτη μαλλον έγρητο.

lb. κατά τὸ σάββατον τῆς Πεντηκοστῆς ] Quo die scilicet celebrabat Urbis natale, ut habent Theophanes et Nicephorus Constantinopolit, quod quidem Sabbatum Pentecostes in 3 Iunii, eo anno quo abrogatum est Imperium Philippico, Christi scilicet 713 incidit, licet 11 mensis Maii vulgo haec festivitas celebrari soleret: unde coniicit Petavius in hunc diem dilatos eiusmodi ludos Circenses, qui quotannis in die Urbis natali edebantur, uti pluribus observamus in nostra Constantinopoli 1 p. 29. Sed id verumne sit ut dubitem facit Synaxarium ms. in S. Ioanne leiunatore Patriarcha Constantinopolit. imperante Mauricio, sub 2 Septembr. ubi mentio fit hujusce Circensium editionis Sab-'nto Pentecostes, quam ille non probabat: ποτέ δέ Παραιευης ούσης όψίας, λέγουσι τῷ ὁσίω, Αυριον, δέσποτα, τποδρόμιον άγεται ήν δε σάββατον της Πεντηκοστης. αὶ ἀποκριθεὶς λέγει, Ἱπποδρόμιον τῆ ἀγία Πεντηκοστῆ; αὶ πεσών ἐπὶ τὰ γόνατα ἐδυσώπει τὸν Θεὸν γενέσθαί σημείον φόβου ένεκα πρός τὸ κωλύσαι τοῦτο. καί

ίδου τῆ δείλη αίθρίας ούσης, γίνονται παταιγίδες, καὶ πλήθος ἀνέμων, καὶ ὑδάτων φορὰ, ὡς συντελεῖσθαι πάν-

τας, και φεύγειν τον λαον έκ του ίππικου.

333, 5. Θεοδόσιος] Dicitur Θεοδόσιος ὁ νέος Theostericto in vita S. Nicetae Confessoris n. 27 Δέων γὰο ὁ τῶν Ἰσαύρων λεγόμενος, Θεοδόσιον τὸν νέον τυραννίσας, ῆρπασε τὴν τῶν Ῥωμαίων βασιλείαν. Vide Gloss. med. Graecit. in Νέος.

- 333, 17. είς κληρικόν καρείς] Haec de Theodosio subdit Symeon Logotheta in Chron. ms. τοῦτον φασὶν οί ίστοριογράφοι καὶ χρυσογραφέα εἶναι. οὖτος ἐν Ἐφέσφ τελευτῷ, καὶ τίθεται ἐν τῷ ναῷ τοῦ ἀγίου Φιλίππου, οὐκ ἐν λάρνακι, ἀλλ' ὑπὸ τὴν γῆν, ἔνθα ἡ εἴσοδος τῶν ἀγίων γράφει δὲ ἐν τῷ τάφφ αὐτοῦ, ΤΓΕΙΑ. λέγουσι δέ τινες τῶν ἐντοπίων θαυματουργεῖν αὐτόν.
- 71 333, 21. ἀναξίως] In hanc sententiam Constantinus Acropolita in serm. de S. Ioanne Damasceno n. 20. Δέων οὖτος δ ἐξ Ἰσαύρων δ ἀποστάτης, τὰ μὲν πρῶτα τοῦ δεσπότου καὶ βασιλέως γενόμενος, καὶ τὸ κράτος αὐτοῦ καὶ τὴν ἀρχὴν ἀφελόμενος, οὖκ ἀνδρεία (μὴ οἰηθείη τις τοῦτο ποτὲ), μηχαναίς δὲ καὶ δόλοις ὑποσπασάμενος.
  - 336, 6. τῆ δὲ βασιλευούση τῶν πόλεων] Ut tum Urbs obsessa fuerit a Saracenis, attigit etiam auctor Orationis in Festum τῆς ἀκαθίστου p. 817.
  - 339, 14. 'I[5/49] Historiam hanc pluribus enarrat loannes Monachus et locum tenens Ecclesiarum Orientalium in Concilio Nicaeno 2. act. 5. p. 385.
  - 343, 13. σεισμοῦ δὲ συμβεβηκότος] Accidit hic terrae motus an. 24 Leonis indict. 9. 7 Kal. Nov. die S. Demetrio sacro, feria 4, hora 8. Ita Theophanes et Cedrenus. Illius etiam meminit Nicephorus Constantinopol. in Breviario, quo quidem die fieri eius ἀνάμνησιν observant Menaea. Vide quae de eo annotamus in Dissert. de Hebd
  - 343, 14. ναοί τε πολλοί] In his aedem S. Irenes phianae proximam recenset Nicephorus.
  - 343, 19. η τε Νικομήδους πόλις] Nicomediae e caeae tertiam addit Praenetum Theophanes, qui eadem

quae Zonaras de nova tributi accessione pro muris urbis reparandis imposita.

345, 16. Κοπρώνυμον] Κωνσταντίνος ὁ τῆς κοπρίας

ἐπώνυμος, apud Constantinum de Themat. 2, 6.

μετὰ πατρικῆς δυσσεβείας] Idem Theosterictus n. 28 διαδέχεται τούτου τὴν βασιλείαν ἄμα καὶ τὴν ἀσέβειαν Κωνσταντίνος ὁ υίὸς αὐτοῦ, πονηρᾶς δίζης πονηρότατος πτόρθος, ἐξ ἰοβόλου θηρὸς δράκων ψυχοφθόρος, ἐκ δεινοτάτου λέοντος πάρδαλις ποικιλότροπος.

345, 19. ἐκ τῆς Μαρίας] Theosterictus in vita S. Nicetae Confess. n. 28 scribit Copronynum Deiparae cultum omnino abolere conatum fuisse, καὶ ταύτης τὸ σεβάσμιον ὅνομα κατὰ πολλοὺς τοὺς τρόπους ἔξειῶσαι τῆς ἐκκλησίας.

346, 13. 'Αναστάσιον Huius memoriam agunt Graeci

10 Febr. ut est in Menaeis.

346, 28. Γερμανίπειαν] Meminit Constantinus in Tacticis p. 27 expeditionis quam Leo pater suscepit κατά Γερμανιπείας in Syria: unde a Saracenis receptam postmodum vero simile. Hanc postremis temporibus Τελεσαῦ-ραν dictam docemur ex excerptis Geographicis mss. ex cod. reg.

346, 32. ἐκ νόσων φθορά] Meminit pestilentiae istius sub Copronymo Constantinus Porph. de Themat. 2, 6.

347, 23.- σύνοδον] Nonnulla de hac Pseudosynodo a Theophane, Cedreno, et aliis intacta habet Chronicon ms. ab Adamo ad Leonem Philos. σύνοδον αθφοίζει κατὰ τῶν ἀγίων εἰκόνων ἐν Βλαχέρναις, καὶ ἀνελθῶν εὐθύμως ἐν τῷ ἄμβωνι χειροκρατῶν ἐπίσκοπον τοῦ Συλαίου, ἐξεφώνησεν οὕτως, Κωνσταντίνου οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου πολλὰ τὰ ἔτη ἐν ἢ συνόδω πολλὰ κατὰ τοῦ Κυρίου κενολογήσωντες οἱ ἰερεῖς τῆς αἰσχύνης καὶ τὰς μιαρὰς χεῖρας εἰς ὕψος ἄραντες, ἔρρηξων τὴν ἐλεινὴν ἐκείνην - τὴν, λέγοντες, Σήμερον σωτηρία τῷ κόσμω, ὅτι οῦ,

λευ, ελυτρώσω ήμας εκ των είδωλων ταυτά έπραξαν

νιεφοί καὶ Χριστέμποφοι.

348, 3. καὶ τὸν ἐκ Κύπρου Γεώργιον Πατριάρχην Κωνσταντίνου γενόμενον] Recte Interpres, qui Continopolitanus Patriarcha fuerat: nam cum Pseudosyno-

dus illa coacta est, Germanus urbis sedem obtinebat. Pro-72 inde Georgium illum Cyprium, qui in illo Conciliabulo una cum Germano Patriarcha et Damasceno anathemate perculsus est. Georgium Patriarcham esse existimavit Zonaras, qui sub Constantino Pogonato anno 3 suae dignitatis, ut scribit Theophanes, Concilio Constantinopolitano contra Monothelitas una cum Romanae Sedis Legatis praesedit: in quo quidem edita quaedam decreta pro sanctis imaginibus, atque iis maxime in quibus exprimitur Agnus digito Praecursoris monstratus, ut est apud Cedrenum an. 13 Constantini Pogonati, ex Canone 82 Synodi Trullanae, seu Quinisextae. Sed toto caelo erravit Zonaras, cum is a Pseudosynodo damnatus Georgius Cyprius (non Cypri Episcopus, ut vertit Xylander apud Cedrenum, et auctor historiae praefixae 7 Synodo existimavit) tunc temporis esset superstes, neque hac Patriarchae dignitate donetur a Nicephoro CP. in Breviario, Theophane, Cedreno, et aliis, sed nude ex Cypro oriundus fuisse, et in Responsione ad Pseudosynodum a Patribus edita, idem Georgius, οὖ Κύπρος ἡ πατρίς, εὐαγγελικώς τον βίον έμπολιτευσάμενος dicatur, id est vitam monachicam amplexus. Vide Allatium in Diatriba de Georgiis.

348, 7. ἐκστρατεύσας δὲ κατὰ Βουλγάρων] Bulgarici istius belli meminit proe caeteris scriptor ms. vitae S. Ioannicii: ἐν τούτοις οὖν ἐκείνου σχολάζοντος ἐφ' ὅλοις ἔτεσιν ξξ τὸ τῶν Βουλγάρων ἔξεισιν ἔθνος, τὴν τῶν Θρακῶν ληἔ-ζόμενον ἀντιστρατοπεδεύεται τοίνυν αὐτοῖς ὁ τῆς Ῥωμαίων τότε κρατῶν, χεῖρα πολλὴν καὶ μάχιμον συναθροίσας, οἶς δήπου συνεξητάζετο καὶ ὁ νεανίσκος τὴν εὐσέβειαν οὖτος. πόλεμός τε μέγας αὐτοῖς συνερράγη, καὶ κατὰ πλῆθος αἱ φάλαγγὲς πίπτουσι τῶν Ῥωμαίων.

351, 3. Στέφανος] Cogn. Τοιγλιάς, cuius festum

agunt Graeci 26 Mart. ut est in Menaeis.

351, 8.  $\tau o \tilde{v}$   $\mu \acute{\alpha} \rho \tau v \rho o \rho$   $\Pi \epsilon \lambda \alpha \gamma l o v$  Observavimus in no stra Constantinopoli lib. 4. sect. 7. n. 26 ex Theophane uti a Petavio laudatur ad Nicephori Constantinopol. Patu Historiam, ut et apud Cedrenum p. 466  $\tau \tilde{\eta} g \acute{\alpha} \gamma l \alpha g \Pi \epsilon l \epsilon \gamma l \alpha g$  hoc loco legi, non  $\Pi \epsilon \lambda \alpha \gamma l o v$ , quomodo etiam legitt in Chronico ms. ab Adamo ad Leonem Philosophum, c

quidem Sanctae Martyri aedem aliam ultra sinum dicatam refert Synaxarium Collegii Claromontani ad 4 Maii, quo S. Pelagiae Tarsensis festum colitur: τελεῖται ή αὐτῆς σύναξις έν τῷ Μαρτυρίφ αὐτης τῷ ὅντι, πλησίον τοῦ άγίου μάρτυρος Κόνωνος. Verum Anonymus in vita ms. S. Stephani iunioris, Zonarae prorsus assentitur: αὐθις ἐκ τῶν έχεισε σύραντες τον άγιον πρός τον βόθυνον των έθνικών και καταδίκων ηκόντισαν, ένθα ήν ο του άγιου μάρτυμος Πελαγίου ναός, ου δ τύραννος και μισάγιος ευρών συμπίπτοντα, καταδίκων τάφον πεποίηκεν, και τά Πελαγίου ἐπανόμασεν. Vixit autem S. Stephanus sub eodem Copronymo. Sed nodum hunc solvit scriptor ms. vitae S. Pelagiae Antiochenae, cui haec fuit dicata aedes: nam eadem est S. Pelagia cum Sancto Pelagio. Onippe eadem l'elagia ex insigni scorto in Sanctam Monastriam mutata, Monasterium hominum virili habitu et Eunuchi specie ingressa, ac Pelagii assumpto nomine, vitam in eo sancte exegit, sexu post illius obitum duntaxat deprehenso: aneλεύση μέν, έφη, εύρήσεις δέ τινα ζητήσας εὐνούχον Πελάγιον μουαχόν, την μακαρίαν Πελαγίαν δηλαδή τοῦτον nalow. Simili porro insania in aedem Sanctae Maurae grassatus est impius ille tyrannus, illius forte cuius nomine insignitur insula in Aegeo pelago: nam plures hac appellatione habent Menaea. Rem narrat idem scriptor vitae S Stephani Iun, πελεύσας τουτον απάραι πέρα του αστεως τον όσιον, ένθα ήν ο σεπτός ναός της άγίας και καλλινίκου μάρτυρος Μαύρας, δνπερ ο μισάγιος ξως εδάφους πατασκάψας, φονευτήριον εποίησεν, και Μαύραν τον τόπον ωνδμασεν, ένθα και τας πρός τους δαίμονας συνθήκας έποιείτο.

354, 12. διεχοήσατο] Hisce subdit Georgius Hamartolus 78 in Chronico ms. δ καὶ μαθών ὁ ἀλάστως τὴν γενειάδα τοῦ ἀπέστειλεν.

355, 29. δ ἐπ τῆς Χαζάρας] Inde Chazarus vulgo rellatus Leo. Chronicon Casinense 1, 13 Fuit autem rporibus Leonis, qui et Zacharis, pro Chazaris.

859, 17. τοῦ δὲ Πατριάρχου Παύλου] Hunc iuniorem nominarunt Graeci, ad discrimen Pauli, qui eandem digni-

tatem obtinuit sub Constantio, illiusque memoriam agunt 20 Aug. ut est in Menaeis.

lb. ἀποκαφέντος] Secesserat nempe Paulus in Monasterium Flori, πρὸς τῆν μονὴν τῶν Φλώρου, ut est in Chronico ms. Georgii Hamartoli.

360, 4. Ταράσιον] Cuius festum agunt Graeci 25 Febr. 360, 19. ἀρχιερέων] Sanctorum Patrum qui huic Synodo adfuere festum celebrant Graeci 11 Octobr. Menaea: κατὰ τὴν ἐνδεκάτην τοῦ παρόντος μηνὸς, μνήμην ἐπιτελοῦμεν τῶν ἀγίων καὶ μακαρίων πατέρων τῶν ἐν Νικαία συνελθόντων τὸ δεύτερον etc.

ἐπεγέλα Vide quae in hanc rem narrat Anastasius in

Agapeto.

- 362, 18. Θωματτης] Triclinii, Patriarchii, Thomaitae dicti, conditor fuit Thomas Patriarcha Constantinopolit. qui Cyriaco successit. Nicephorus Callist. 18, 44 de Thoma: τὸν μέγιστον οἶκον δειμάμενος τῷ Ἐπισκοπείῳ, ος τὸ τοῦ δομησαμένου κληρωσάμενος ὄνομα, Θωματτης ἐς δεῦρο τὸ ἐπώνυμον ἔχει. Plura de hoc Triclinio congessimus in Constantinopoli Christ. lib. 2. sect. 8. In eo Triclinio extitit Bibliotheca Patriarchae, quam inde Patriarchalem Bibliothecam S. Thomae perperam vocavit Combessius apud Continuatorem Theophanis 1. 3. n. 14. Meminit praeterea Balsamon ad Nomocanonem Photii p. 212. edit. 1. Iustelli in versione Latina, elusdem triclinii: nam haec vox abest in Graeco textu.
- 364, 13. Θεοδότην τινὰ ηγάγετο] Nuptiarum benedictionem faciente Iosepho M. Ecclesiae Oeconomo, in quem gravius invehitur ob has incestas nuptias, et in Tarasium Patriarcham Constantinopolit. qui eidem Iosepho communicabat, Theodorus Studita in aliquot Epistolis editis a Baronio an. 808 et seqq. ubi coronationis voce utitur pro matrimonii sacramento.
- 364, 32. Πλάτων δὲ] Totam hanc controversiam a gimus in Gloss. med. Graecit. in V. Μοιχιανοί. Fuit po hic Plato Secundionis Monasterii Hegumenus (praeceptor perperam verterat interpres) alter a Platone Monasterii dii Abbate, cuius infra mentio est in Michaele Rhang

Fuit etiam S. Plato, frater S. Antiochi, cui aedes sacra Constantinopoli aedificata ab Anastasio Dicoro, ut observamus in nostra Constantinopoli, cuius situs indicatur in Synaxario ms. 18 Nov. ἡ δὲ σύναξις αὐτοῦ τελεῖται ἐν τῷ μαρτυρίφ αὐτοῦ τῷ ὅντι ἐν τοῖς Δομνίνου ἐμβόλοις. Theodorus Studita in vita eiusdem S. Platonis n. 26 Κωνσταντῖνος ὁ τῆς Εἰρήνης ῥάδαμνος, οὖ ἡ πίστις μὲν ὀρθὴ ἐκ μητρικῆς εὐσεβείας ἐσφραγισμένη, ὁ βίος ὸὲ σκαμβὸς ἐξ αὐτοκρατορικῆς ἀκολασίας οἰστρηλατημένος ἄρτι γὰρ κρατήσας ἐν νεαζούση ἡλικία ὁμοῦ μὲν τῆς μητρώας αἰδοῦς καὶ φυλακῆς ἀφηνιάσας, ὁμοῦ δὲ τῶν τοῦ Θεοῦ νόμων ὑπερφρονήσας, ἐκβαλών τὴν νομίμως αὐτῷ συναφθεῖσαν γυναῖκα, μοιχεύει κατὰ τὸν Ἡρώδην etc. mox narrat ut has adulterinas nuptias redarguerit, et in exilium missus sit.

365, 1. τῷ Πατριάρχη Ταρασίφ] At hisce ridiculis et nefastis nuptiis fortiter antea restiterat Tarasius, ut scribit Ignatius Episcopus in eiusdem Tarasii vita c. 7, sed et

utrique nuptiales corollas imponere abnuerat.

365, 23. ἐξορύττουσι] Matre inscia, nec tanti facinoris participe. Georgius Hamartolus in Chron. ms. καὶ δὴ παραγενομένου ἐν τῷ Παλατίω, καὶ τῆς μητρὸς αὐτοῦ μὴ παρούσης, μήτε γινωσκούσης τὴν βουλὴν αὐτῶν, ἐκτυ-

φλούσιν αὐτὸν, καὶ μετὰ χρόνον τινὰ τέθνηκε.

355, 19. Δήμνω] Georgius Hamartolus in Chron. ms. habet 74 Δέσβω, ubi rem sic refert: καὶ μέντοι καὶ τῆς πανευφήμου μητρὸς Εὐφημίας τὸ λείψανον προβυθισθὲν ἐν τῆ θαλάσση σὺν τῆ λάρνακι ὑπὸ τοῦ τυράννου καὶ τοῦ μισαγίου, εὑρέθη ἐν τῆ Δέσβω νήσω διὰ νυκτερινῆς ὄψεως, καὶ ἀνακομισθὲν μετὰ τῆς προσηκούσης τιμῆς ἀπετέθη πάλιν ἐν τῷ ἰδίω τεμένει ὅπερ αὐτὸς ὁ Κοπρώνυμος καὶ Κοπρόνους ἀρμάμεντον καὶ κοπροθέσιον ἐποίησεν. ὁ δὲ Κωνσταντῖνος σὺν τῆ μητρὶ τῆ Εἰρήνη ἀνακαθάραντες

res τοῦτο καθιέρωσαν.
370, 7. πατριάρχης κεχειροτόνητο] Invitus, multumque tens, cum abdicatis Palatinis negotiis in quandam rupem ram in Propontide haud paucis ab urbe regia stadiis dens vitam agere solitariam decrevisset; unde tandem a phoro Imp. Clero et Senatu Constantinopolitano evoca-

tus, unanimi omnium consensu Patriarcha electus est. Ita enim ille in Epistola ad Leonem 3. PP. ἀπεσπάσθην τής φίλης ἐρημίας, καὶ ἐπὶ τὴν βασίλειον πάλιν ἤχθην, ὡς ὑπὸ Θεῷ μάρτυρι, ψήφφ καὶ κρίσει τῶν τηνικαῦτα ἐν τοῖς βασίλειοις ἐνιδρυμένων θώκοις, τοῦ τε κοινοῦ τῆς ἐκκλησίας Γεροῦ συστήματος, καὶ τής συγκλήτου βουλής, συμβραβευόντων ἀπαραίτητά τε καὶ ἀσυγχώρητα ἐπειδήπερ ἤδη τῆς βασιλίδος ὁ πρόεδρος τὸν βίον μετήλλαξεν, οἶάπερ ἄνθρωπος τὸν ἀνθρώπινον, οῖ γε καίτοι πολλὰ ὑπερτιθέμενον καὶ ἀπαυθαδειαζόμενον, ἐπὶ τὸν Γερατικὸν τουτονὶ θρόνον προήγαγον, τυραννίδος μᾶλλον ἢ πειθοῦς ἔργον γινόμενον.

369, 6. Νίκηφόρος] Is dicitur ἀνδράδελφος Ελρήνης, in Chronico ms. ab Adamo ad Leonem Phil. levir Irenes Imperatricis, quod ab aliis scriptoribus nescio an obser-

vatum.

370, 8. ἀσηκρῆτις τυγχάνων] Idem Nicephorus: ἡνίκα τοίνυν εἰς ἄνόρας ἐτέλουν, τὸ νέον τῆς ἡλικίας παραμειψάμενος, ἤδη περὶ τὰς βασιλείας ἐπιχωριάζων αὐλὰς, στρατείας τινὸς ἐπεκύρησα, καὶ ταύτης οὐκ ἀεργοῦς καὶ ἀνειμένης, ἀλλὰ τῆς διὰ χειρῶν καὶ καλάμων ἐκπονούμενος καὶ γὰρ τῶν βασιλικῶν ὑπογραφεὺς ἐτύγχανον ἄν. ἀσηκρῆτις δὲ τούτους καλεῖν εἰωθυίας τῆς Λατινικῆς γλώττης.

370, 10. στασιασάντων] Huc spectant quae deinceps scribit idem Nicephorus, dum ait invidorum obtrectationibus obnoxium se esse, eorumque pravitatem non mediocriter se habere: ἔπειτα δὲ ἰδὰν καὶ τῆς ἀρχῆς τὸ ἐπείσακτον καὶ ἐπίφθονον, τῶν βασκαινόντων ὑπείδομαι τὸ ὀολερὸν καὶ κακόηθες, εὶ πάντη ἐπιτηρεῖν σπουδάζουσι τὰ ἡμέτερα εὐ

καὶ ώς έτέρως έγοντα etc.

εν τινι τῶν βασιλικῶν θαλάμων] Meminit Nicetas in Isaacio lib. 2. n. 4 loci seu Triclinii cuiusdam Blachernia Palatii, τὰ Ὑψηλὰ appellati: δείκνυσι τὸ παράθυρον ι τοῖς βασιλείοις τῶν Βλαγερνῶν, εἰς τὰ λεγόμενα Ὑψλὰ, δι' ἦς ὁρατὰ ἡν ἱππήλατα πεδία τὰ ἔξωθεν τῶν ἐπά ξεων ἐν τοῖς Φιλοπατίοις παθυπτιάζοντα. Oslendit fenstram Blacherniani Palatii, in eo loco qui dicitur Ὑψηλ

unde patentes campi extra propugnacula in Philopatiis cernuntur. Eius seu loci seu triclinii meminit pariter Codinus de Officiis aulae CP. cap. 12. n. 2, ubi de Hodegetriae imagine: τη δευτέρα δε απερχομένην προπέμπει μέχοι και των Υψηλών έκτός. Secunda vero paschatis abeuntem deducit usque ad τα 'Υψηλά. Quae quidem cap. 15. n. 8 exerte in Palatio Blacherniano statuit. Sed an illud conclave intelligat Zonaras, dubium facit quod Blachernaeum Palatium intra urbem fuit, et quod illud, cuius hic meminit, dicat έπὶ τὸ πρὸ τῆς πόλεως ἐστραμμένον πεδίον fuisse scribat: unde potius existimem hisce verbis intelligi Palatium quod Constantini vocant, ad ipsos urbis muros versus ipsas Blachernas.

373, 15. καὶ ἀναιρεῖται μέν ὁ Νικηφόρος Illius interitum paulo ante praedixerat S. Ioannicius, ut est in illius vita ms. εν τούτω δε διατρίβων τω όρει, και τοις του γένους κοινωνούσι τω βασιλεί, Νικηφόρος δε την Ρωμαίων διείπεν άρχην, την αύτοῦ τελευτην μικρώ ῧστεροκ ηξειν προαγορεύει έν α τοίνου έτει της τούτου αργής, το Ούννικον έξορμήσαν την Θρακών έληζετο στράτευμα οὖν λόγου ἄξιον ὁ πρατῶν συναγείρας πρότερον μέν αυτους ήττησε, μετά δε ταυτα κατά συστάσεις οι Ούννοι γενόμενοι κακώς ἐποίουν Ῥωμαίους, ἔνθα δή καὶ αὐτὸς δ βασιλεύς τραυματίας γενόμενος, σύν τη άρχη καὶ αὐτον καταλύει του βίου. κληφονόμου δε τότε σκήπτρου καί 75 της έξουσίας του υίου Σταυράκιου καταλείπει. Idem deinde scriptor subdit, cum loannicius a quibusdam aulicis rogaretur an diuturnum foret Stauracii Imperium, ταχείαν έσεσθαι illius την άργην, και πάλιν την μεταβολήν prae-Sed et hunc miserabilem vitae exitum Nicephoro pariter praedixisse S. Theodorum Studitam narrant Michael in illius vita, et Anonymus in vita S. Nicolai Studitae.

374, 30. ἔγγραφον Id ipsum narrant iidem Michael S. Theodori, et Anonymus in S. Nicolai vita: ut et Ignas Diaconus in vita S. Nicephori Patr. Constantinopol. n. 32. de Gloss. med. Graecit. in hac voce.

375, 2. Προκοπίαν Αυγουσταν] Fuit illa filia Niceori Seleuceni, seu Generalis, Imperatoris, a qua conditum 375, 22. Ἰωσὴφ τὸν της Θεσσαλονίκης Αρχιεπίσκοπον] Istius Iosephi festum agunt Graeci 15 Iunii, vitam vero habent Synaxaria. Meminerunt etiam Menaea in S. Theophylacto Episcopo Nicomediensi ad 8 Martii: praeterea 23 Sept, in SS. Martyr. Andrea, Ioanne, et Antonio, ubi

Saracenorum Dux 'Αβραχήμ, et δ Βραχήμ dicitur.

378, 5. στρατηγοῦ τῶν ἀνατολικῶν] Ita hanc dignitatem expressit İgnatius Diaconus in vita S. Nicephori Patr. Constantinopol. n. 31, ubi de eodem Leone: καὶ γὰρ ὑπ' αὐτοῦ δημαγωγὸς τοῦ πρώτου καταλόγου τῆς στρατιωτικῆς τῶν λεγομένων Θεμάτων καθίστατο φάλαγγος. Primum enim ex Thematibus 'Ανατολικὸν fuit, ut est apud Constantinum Porph. lib. 1 de Themat. cuius prae caeteris meminit auctor vitae S. Nicolai Studitae p. 907. Nicephorus Constantinopolit. in Brev. p. 184. ed. 1 πρὸς τῆ χώρς 'Ανατολικῶν καλουμένη φυγὰς ἐνθάδε ἀπιών. Vide eundem Zonaram in Romano Diogene.

378, 7. ούτος γαρ της βασιλείας έρων Idipsum nar-

rat scriptor ms. vitae S. Ioannicii.

379, 3. ὡς οὖν ἠγγέλη ταὖτα τῷ Μιχαὴλ] Ut Michael Curopalata ultro Imperio Leoni cesserit narrat, praeter scriptores Byzantinos, Nicetas Paphlago in vita Ignatii Patr. Constantinopol. p. 1182 et ut in Principis insulas τὰς Ποιγπιπείους νήσους, ex quibus erat Πρώτη, cuiu hic meminit Zonaras, secesserit, et in iis habitu monach sancte vitam exegerit.

379, 8. ἀποσπασθέντες ἐκεῖθεν] Scriptor ms. vitae S Ioannicii: ὁ Μιχαήλ δὲ καὶ ἄκων αὐτῷ παραχωρεῖ τῆ βασιλείας, ὅρχοις πολλοῖς καὶ ἀσφαλέσιν, ὡς ὥϊστο, πίστεσιν ἐαυτὸν οἶον εἰπεῖν ἐμπεδώσας καὶ βεβαίως ἀσφαλισάμενος, ἐφ' ῷ συγχωρήσαι τοῦτον ᾶμα γυναικὶ καὶ τοῖς τέκνοις ἰδιωτικῶς ξῆν. ὁ δὲ ὁμοῦ τῷ τῆς ἀρχῆς ἐπιβῆναι, εὐθὺς ὥσπερ εἰς λήθην πάντων ἐλθὼν, καὶ μηδενὸς φροντίσας ὧν ὑπὸ μάρτυρι τῷ Θεῷ ἐπωμόσατο, πρῶτα μὲν ὑπερὸρίαν τοῦ Μιχαήλ καὶ τῆς συζύγου τοῦδε κατακρίνει μετὰ βραχὺ δὲ τὸ τῶν μοναχῶν σχῆμα καὶ ἄχοντας αὐτους μετενδύει. οὐ μέχρι δὲ τούτων ἔστη, ἀλλά γε ὀλίγαις ὕστερον ἡμέραις ἀλλήλων διέζευξε, καὶ μένειν ὁμοῦ κατὰ χώραν αὐτοὺς οὐκ εἴασεν, ἀλλὰ τὸν μὲν ἀλλαχόθι, τὴν δὲ ἐτέρωθι φέρων ἀπώκισε.

379, 9. καὶ μοναχὸς γεγονῶς] Theosterictus in vita S. Nicetae Confess. n. 31 διαδέχεται δὲ ταύτης (Εἰρήνης) τὴν βασιλείαν Νικηφόρος ἄμα καὶ τὴν ὀρθοδοξίαν ὁ εὐσεβέστατος καὶ φιλόπτωχος καὶ φιλομόναχος εἶτα Μιχαὴλ, ὁ νῦν ἔτι ἐν μοναχικῷ διαπρέπων ἀξιώματι.

379, 16. καὶ Λέων] Qui vulgo Armenius cognominatur, et quem Συραρμένιον vocat Pappi Synodicon cap. 148 76 τελευτήσαντος γοῦν ἐν πολέμω Βουλγάρων Νικηφόρου, τὴν βασιλείαν ὁ υίὸς αὐτοῦ Σταυράκιος διεδέξατο, Μιχαὴλ ἐκείνου ἐπ' ἀδελφῆ γαμβρὸς ἐκληρώσατο καὶ Λέων ο Συραρμένιος ἐπαναστὰς ἐκράτησε τὰ βασίλεια, Ἰουδαϊκῆς τε καὶ Μανιχαϊκῆς δρησκείας ὑπάρχων.

381, 12. κατὰ τῶν σεβασμίων εἰκόνων] Ut in sacras Imagines saevierit Leo, pluribus prosequitur Theosterictus in vita S. Nicetae Confess. n. 31 et seqq.

381, 20. ἔτερον] Is Sabatius vocabatur. Contin. Theoph. 1, 14. Symeon Logoth. n. 3 et alii.

382, 30. ἤθελε] Accersito S. Nicephoro, Leo Imp. colloquio cum eo habito, hunc in suas partes allicere conatus est: illud pluribus descripsit Ignatius Diaconus in vita eiusdem Nicephori cap. 6. 7. 8. 9.

383, 9. Θεοφάνης] Continuator Theoph. l. 1. n. 16.

383, 19. ἐκβληθέντος δὲ etc.] S. Nicephori Patriarchae reliquiae postea Constantinopolim relatae, quarum quidem ἀνακομιδῆς Synaxin celebrant Graeci 13 Martii.

383, 29. Θεοδότω] ἀπὸ Σπαθαφίων, Ex Spathariis, apud Theosterictum in vita S. Nicetae Confess. n. 37.

383, 30. ὁ Μελισσηνὸς] De Theodoti Melisseni, Cassiterae etiam cognominati, Patr. Constantinopol. moribus, sic Nicetas Paphlago: Θεόδοτον δέ τινα τῶν ἐν πολιτικοῖς φενακιζομένων ἀξιώμασιν, ἄνδρα κοσμικοῖς ἤθεσι τε καὶ ποάγμασιν ἐντεθραμμένον, οὐδεμιᾶς δὲ παιδείας, οὐ γνώσεως ἀγαθῆς μετεσχηκότα, μόνον δὲ τῆς χριστιανοκατηγορικῆς τῶν εἰκονομαχούντων αἰρέσεως ζηλωτὴν νομιζόμενον, κληρικὸν ἀποκείρας ὁ παμβέβηλος τῷ τῆς βασιλίδος ἐνιδρύει θρόνφ. De Melissenorum familia, Constantinopoli dehinc perillustri, egimus in Famil. Constantinopolit.

283, 32. τὰ βασίλεια] Clarius Continuator Theophanis lib. 1. n. 11 τίς τε εἴη οἰκία τοῦ βασιλεύοντος, καὶ κλησιν ηντινα φέρει, καὶ ὁποῖος ὁ τούτου γαρακτήρ.

384, 21. Doovov Circa Paschale festum. Contin.

1

Theophan.

384, 28. ἡγρίαινε γὰρ] Continuator Theophanis lib. 1. n. 20 ἀνερρίπισε δέ πως οἶον καὶ ἐξεφύσησεν εἰς ὕψος αἴοων αὐτὸν . . . ὁ τοῦ ἰεροῦ συστήματός τε καὶ κλήρου ιῶν βασιλικῶν αὐλῶν ἀρχηγός. Unde colligitur apud Zonaram τὸν τῶν τῷ βασιλικῷ κοιτῶνι κεκληρωμένων Χορολέκτην etc. non esse Cubiculariis Praefectum, uti verterat Hieron. Wolfius, sed Clerici Palatini Praefectum, seu Protopsaltem, uti restituimus: proinde hoc loco κοιτῶν pro sacello sumitur, uti apud Latinos inferioris aevi cubiculum, vel certe pro ipso Palatio, nam et κλήρος τοῦ παλατίου non semel occurrit.

385, 2. τοῦ Ἡσαΐου] Cap. 40. n. 18. Vide Continuat. Theophan.

385, 10. διασπαράσσων] Vide Theodorum Studitam lib. 2. epist. 14 apud Baronium an. 817. n. 35 38.

385, 15. τέως οὖν] Leonis virtutes politicas recenset

etiam Continuat. Theophanis l. 1. n. 19.

389, 22. τέλος ἀφήρητο καὶ τὴν κεφαλὴν] Ut Leo ἐν μέσοις τοῖς ἀδύτοις τοῦ ναοῦ τῆς Θεομήτορος, ὅν δὴ Φάρον ἐν τῷ παλατίῳ φασὶ, κυνὸς τρόπον, gladiis concisus fuerit, narrat etiam Nicetas Paphlago in vita Ignatii

Patr. Constantinopol. p. 1183. Caesus porro hora noctis 10 die Natalis Christi. Continuat. Theoph.

389, 24. και δ μεν επείνου νεκοός είς τον Ίππόδορμον συρόμενος έρριπτο] Scribit idem Nicetas in insula Prote sine ullo apparatu contemptim sepeliri praecepisse.

389, 26. τους πόδας σιδηροφόρος] Theosterictus n. 46 ην δε τούτω δέσμιος ο Μιχαήλ δυσίν αλύσεσιν κατεχόμενος, και εὐθέως λύσαντες αὐτὸν οι τὸν θῆρα χειρω-

σάμενοι άνηγόρευσαν βασιλέα.

389, 31. μιαιφονίαν] Quia scilicet antea purificari debuerat. Describitur in Euchologio Goari p. 621 εὐχὴ λεγομένη ἐν τῷ εἰσόδω πρὸ τῆς συνήθους, ἐπὶ ἀνοίξει ναοῦ ἐν ωρ συνέβη θανεῖν ἄνθρωπον βιαίως.

390, 25. 'Aθίγανοι] Michaelem secta Sabbatianum suisse 77

scribit Nicetas Paphlago.

392, 13.  $\Theta\omega\mu\tilde{\alpha}_{S}$ ] Anonymus in vita S. Nicolai Studitae:  $\tau o\tilde{v}$   $\lambda\alpha o\pi\lambda\dot{\alpha}\nu o\nu$   $\Theta\omega\mu\tilde{\alpha}$   $\kappa\alpha \tau\dot{\alpha}$   $\tau\tilde{\eta}_{S}$   $olkov\mu\dot{\epsilon}\nu\eta_{S}$   $\lambda\nu\tau\tau\dot{\eta}_{S}$   $\sigma\alpha\nu\tau o_{S}$ . Thomae rebellionis Historiam prae caeteris narrat ipse Michael Imp. in Epistola ad Ludovicum Imp. apud Baronium an. 824. n. 19 et seqq.

393, 11. Κωνσταντίνον] Addit Georgius Hamartolus in Chron. ms. filium Irenes Augustae praeterea se dixisse: διογενής τε καὶ ἀφανὴς ὧν πρὸς τὰ μέρη τῆς Συρίας ἀφίκετο, Κωνσταντίνον αὐτὸν μετονομάσας, καὶ υἱὸν Εἰρήνης τῆς βασιλίσσης. Vide Continuat. Theophan. l. 1, n. 1.

396, 23. δ δε ἀφαιρεῖται αὐτοῦ χεῖρας και πόδας] Michael ipse in Epist. ad Ludovicum Imp. Et ipsum quidem Thomam amputatis manibus et pedibus, patibulo suspendi iussimus. Duo vero qui dicebantur ei filii esse adoptivi, alter eorum in Asia a fidelibus nostris interemptus est: et alterum eadem morte qua Pseudopatrem eius condemnari iussimus.

397, 29. είς τὴν Κοήτην] Hanc Saracenorum in Cretam insulam expeditionem attigit praeterea auctor vitae S. Nicolai Studitae p. 891.

398, 3. "Αγαψ] 'Απόχατ Symeoni Logoth. n. 4 'Απόκαφ Contin. Theoph. lib. 2. n. 21.

398, 6. καὶ τὰ φίλτατα, ποῦ] Symeon. Logoth. καὶ

που τὰ τέκνα καὶ τὰς γυναϊκας ἡμῶν εύρήσομεν; Affectus vocant Latini. Vide Gloss, med. Lat.

399, 3. ἐκ πρώτης τριχὸς Vita ms. S. Ioannicii: εὐτος γὰρ ἐκ πρώτης τριχὸς αἰσθητοῖς βρώμασι παιδότροφούμενός τε καὶ ἀναγόμενος etc. Georgius Gelesiota in 
orat. funebri in Theodorum Xanthopulum: καί τινων ἦσθόμην ἐμοὶ χαλεπαινόντων, εἰ ἐκ πρώτης, ὡς λέγεται, τριχὸς τῷ οἰχομένῳ προσήκων, etc.

399, 6. ἀντώνιος ὁ Κασσιματᾶς] Qui et Βυρσοδέψης cognominatus, tum Pergae Metropolita, ut scribit Nicetas Paphlago.

φας Symeoni Logothetae.

400, 9. καὶ ἡ μὲν ὑπὸ τοὺς ᾿Αγαρηνοὺς] Herkempertus: circa haec tempora gens Agarenorum a Babylonia et Africa ad instar examinis apum, manu cum valida egrediens ad Siciliam properavil, omniaque circumquaque devastans, tandem civitatem, Panormum nomine, captam nunc usque inhabitat, plurimasque in ea insula urbes et oppida diruens, iam pene totam suae ditioni subiecit.

400, 19. χοησμον] Vide Symeon. Logoth. n. 3.

401, 17. μονήν] Georgius Hamartolus in Chronico ms. ἡ δὲ τοῦ βασιλέως μήτης Εὐφροσύνη εκουσίως κατελθοῦσα τοῦ Παλατίου ἐν τῆ μονἢ αὐτῆς, ἡ ἐπώνυμον τὰ Γάστρια, ἡσύγαζεν.

401, 24. περιήει γοῦν] In Palatii Triclinio, quod Margaritem appellabant, coactas puellas scribit Georgius Hamartolus in Chronico ms. ή δὲ μήτης αὐτοῦ Εὐφροσύνη ἀποστείλασα ἐν πᾶσι τοῖς θέμασιν, ἤγαγε κόρας εὐπροσώπους πρὸς τὸ νυμφοστολῆσαι Θεόφιλον υἱὸν αὐτῆς ἀγαγοῦσα δὲ ταύτας ἐν τῷ Παλατίω εἰς τὸν λεγόμενον Μαργαρίτην τρίκλινον, δέδωκε τῷ Θεοφίλω χρυσοῦν μῆλον, εἰποῦσα, etc.

δικαιοσύνην μετιών] Alia Theophili imp. iustitiae et severitatis exempla refert auctor Orationis Historicae in Festum Restitutionis Imaginum a Combessio editae p. 740. 741. Nicetas Paphlago in vita Ignatii Patr. Constantinopol.

de eodem Augusto: καὶ ἡν τ' ἄλλα μὲν, ώς φασὶν, οὐ

κακός, καὶ δικαιοκρισίας άντεχόμενος.

404, 7. καὶ τὰ ἐξ ἐμπορίας] Theophili tamen alias avaritiam perstringit scriptor ms. vitae S. Ioannicii: εἶχε μὲν γὰς τὰ Ῥωμαίων σκῆπτρα Θεόφιλος ὁ δὲ ἐπτόητό τε περὶ τὸν χρυσὸν ὅλος, καὶ τούτου ἡττᾶτο, ἄλλως τε Χριστιανὸς εἶναι μὴ φέρων, περὶ τὰς θείας τε ἀσεβῶν εἰκόνας etc.

405, 20. Μάννα Ita quidam codd. alii μάνα, ut Theo- 78

phanes et alii.

406, 30. ή παλαιὰ Βαβυλών] Sedes Principis seu Chaliphae Saracenorum. Arethas in Apocalypsin cap. 36 διὰ δὲ τοῦ στόματος, ἡ Βαβυλωνίων, ἡν ἄν τις ἀπαραλογίστως τὴν τῶν Σαρρακηνῶν ἐκδέξεται, καθ' ὅτι καὶ ἐν Βαβυλῶνι νῦν ἐστι τὸ ἀρχεῖον αὐτῶν, ὧν δὴ ὁ 'Αντί-

χριστος ώς Ρωμαίων βασιλεύς πρατήσει.

408, 17. μοναχον Λάζαρον] De quo Anastasius Bibl. in Benedicto III. p. 206: huius temporibus Michael filius Theophili Imp. Constantinopolitanae urbis Imperator, ob amorem Apostolorum misit ad B. Petrum Apostolum donum per manum Lazari monachi, et pictoriae artis nimie eruditi, genere vero Chazari etc. Sed de Lazaro in primis consulendus Bollandus ad 23 Febr. quo festum illius agunt Graeci et Latini. Vide etiam Menaea ad 17 Novemb. Porro Sancti Lazari reliquias in Euandri Monasterium relatas docet Synaxarium ms. 17 Novemb. quo eius festum celebrant Graeci: καὶ τὸ τίμιον αὐτοῦ σῶμα ἀνακομισθὲν κατετέθη ἐν τῆ μονῆ τοῦ Εὐάνδρου.

409, 32. Μωζηλέ] De Alexio Mosele nobili Armenio egimus in familia Michaelis Balbi, in Famil. August. Byzantin. p. 133, cuius posteri ad extremam tandem redacti erant paupertatem sub Basilio Bulgaroctono, ut ex eius Novella, quae describitur in iure Graecorom. t. 2. p. 175 docemur, ubi τοῦ Μαγίστρου Ῥωμανοῦ τοῦ Μουσελὲ ἐγγόνους εἰς ἀπορίαν καὶ τελείαν ἔνδειαν pervenisse ait, cum illi patrimonium suum ab avo et parentibus relictum circa Philo-

milium possiderent.

410, 1. Κοινιτών] τον έπιφανή και περίβλεπτον Κρι-

νίτην Graeciae Praetorem, seu στρατηγόν, nescio quem memorat Anonymus in vita S. Lucae iunioris p. 996, alium Constantinus Porph. de Admin. Imp. cap. 50, alium denique Anonymus Combessianus in Leone Philosopho n. 9.

410, 20. Μανουὴλ] Manuel Patricius, cui uxor fuit Helena, de qua Anonymus in vita S. Nicolai Studitae p. 943.

414, 15. τὸν δὲ ιερωτατον Μεθόδιον] Cuius festum

agunt Graeci 14 Iunii, ut est in Menaeis.

416, 11. 'Αμόριον] Amorii excidium attigere etiam auctor Orationis historicae in festum Restitutionis Imaginum p. 721 et Menaea ad 6 Martii in SS. Theodoro, Constan-

tino, et aliis qui tum caesi sunt a Barbaris.

417, 25. κατὰ τὰ βασίλεια] In Magnaurae Palatium, ut habet Scylitzes, quod quidem ad Orientem urbis extitit. Huius mentionem tum primum fieri, sub ipsa lustiniani tempora, ex Chronico Alexandrino docuimus in nostra Constantinopoli lib. 2. sect. 5. n. 2, quod firmat praeterea Cyrillus Scythopolitanus, qui sub eodem Augusto vixit, in vitams. S. Sabae cap. 73 τοῦ τοίνυν Θεοφυλάπτου ήμῶν βασιλέως ἐν τούτοις ἀσχολουμένου μετὰ τοῦ Τριβουνιανοῦ τοῦ Κυέστωρος ἐπὶ τῆν καλουμένην Μαγναύραν etc.

417, 32. Θεόφοβος] Addit Georgius Hamartolus in Chron. ms. τὸ δὲ σῶμα τοῦ Θεοφόβου διὰ τοῦ Βουκολέοντος ἐξαγαγόντες, λαθραίως διέσωσαν πλησίον τοῦ

Ναοσού.

79

418, 15. ἐξηφεύξατο τὴν ψυχὴν] De miserabili Theophili morte consulendus idem scriptor Orationis historicae

de Orthodoxia p. 724.

418, 16. ἐνιαυτοὺς δυοκαίδεκα ἐπὶ μησὶ τρισὶ] Idem auctor p. 721 ait Theophilum regnasse an. 12. menses 6.

## AD VOLUMEN IV.

1, 5. Πατφίπιον Θεόκτιστον] Praefectum Canicleo, ut habet idem scriptor p. 724 illius etiam meminit Constantinus Porph. de Adm. Imp. cap. 1.

2, 1. ὑπερορίαις] Eadem oratio de Orthodoxia p. 725.

2, 9. τον αγιον Μεθόδιον] Vita ms. S. loannicii: βρα-

πυς ό μεταξύ χρόνος και Θεόφιλος μεν τῶν τῆδε μετεγώρει, Μιγαήλ δε και Θεοδώρα την αρχήν διαδέχονται. Μεθόδιος δε τοις ίεροις, ως ίερος τῷ οντι καὶ θεοῦ ανθρωπος, ενιδρύεται θρόνοις, και συνελόντα φάναι, πάντως αυτώ πρός την ορθύδοξον πίστιν μεταθεμένων, κλύδωνος δε πάντως και τρικυμίας κατευνασθείσης, και των πραγμάτων ήρεμούντων, έτέρα τις παρά των εύσεβων έγείοεται στάσις, καὶ εἰς διττὰς δόξας ἐχώρει. οί μὲν γὰρ συλλειτουργούς έχειν ήξίουν τούς παρά των είκονομάχων τὸ της εερωσύνης άξεωμα λαβόντας, ώς οὐδὲν τούτου τη ευσεβεία λυμαινομένου οί δὲ βεβήλοις αγια χερσίν ἐκδιδόναι ανοσίως όλως, ήγουν το γε ου Θεώ φίλον ουδέ απόδεκτον και μην ως αληθως το Θεο ζου Μεθόδιος ήσχαλλευ, ήνιατο, την καρδίαν εκόπτετο, τον μέγαν τοῖς ώσιν ενηχείν Παθλον μονονουχί τοιαθτα φθεγγόμενον, ώστε παι ανάθεμα είναι από Χριστού ύπερ των αδελφών μου κατά σάρκα etc.

2, 13. φασί καί etc.] Id etiam pluribus commemorat auctor Orationis historicae in Festum Restitutionis Imaginum

a Combefisio editus p. 732. 733.

2, 15. ποινήν προσενεγπεῖν δέησιν] Nempe ea Graecorum opinio est, infidelibus, impoenitentibus, et in peccatis mortuis, preces Sanctorum proficuas esse. Vide Allatium de libris Eccles. Graecor. dissert. 2. p. 123. 125. 126.

3, 3. μέχρις ξκοντάδος διπλῆς] Symeon Logotheta: μαστίζτι αὐτὸν διακοσίοις λώφοις. Solebant nempe numerari flagellorum ictus, ut in Gloss. med. Lat. docuimus. Contin. Theophanis lib. 4. n. 22 ἐτύφθη μαγκλάβια ξξήκοντα.

3, 6. συσκευάζουσι] Varia S. Methodii certamina attigit etiam auctor de Orthodoxia p. 718.

6, 8. Zαγοράν] Vide Cedrenum p. 746 et Familias

Dalmaticas p. 310.

6, 13. ὁ μὲν οὖν Θεόπτιστος] Caesum Theoctistum εἰς ποῖλα τοῦ ἐπποδρομίου scribit Codinus in Orig. CP. n. 109.

6, 17.  $B\alpha \rho \delta \alpha \varsigma$  Id ipsum narrat etiam Anonymus in vita S. Nicolai Studitae p. 934.

8, 27. τοῖς ἀξιώμασιν] Vide Gloss. mediae Graecit.

in Ψόγα.

8, 28. την πλάτανον την χουσην | Sed dubitare licet an haec platanus caeteraque hic memorata Palatii ornamenta a Michaele conflata fuerint, cum eadem Romano Lacapeno imperante adhuc extitisse tradat exerte αὐτόπτης ipse Liuthprandus 6, 11, nisi quae Michaelis tempore erant, prorsus aurea fuerint, haec porro aerea duntaxat deaurata: aerea, inquit, sed deaurata quaedam arbor ante Imperatoris oculos stabat: cuius ramos itidem aereae diversi generis deaurataeque volucres replebant, quae secundum species suas diversarum avium voces emittebant. Mox: Sed sedile quod erat immensae magnitudinis, incertum utrum aerei an lignei, verum auro tecti leones, quasi custodiebant etc. De hac platano Porphyrogenitus in avi vita n. 29. edit. Combefisii: λέγω δη την χουσην εκείνην καλουμένην πλάτανον. καὶ τοὺς δύο δλοχούσους γοῦπας, καὶ τοὺς δύο χουσοῦς σφυρηλάτους λέουτας etc. Verum hie satis innuit aliud esse δλόχουσον, aliud χούσεον, posteriori enim voce quidquid inauratnm, aut auro obductum est, videtur intelligere. Neque aliter Chronicon ms. ab Adamo ad Leonem Phil. in Theophilo: φιλόποσμος δὲ ὢν δ αὐτὸς Θεόφιλος, ἐκατεσκεύασε δια τοῦ ἄρχοντος τοῦ χρυσοχοείου, λογιωτάτου πάνυ όντος, και συγγενούς του Αντωνίου Πατριάρχου, τὸ λεγόμενον Πενταπύργιον έξ άρχης, και τα μέγιστα δύο ὄργανα δλόχουσα, διαφόροις λίθοις καὶ ὑελίοις κατακαλλύνας αὐτά δένδρον τε χρύσεον, έν ῷ στρουθοὶ ἐφαλλόμενοι διά μηχανής τινος μουσικώς εκελάδουν, του πνεύματος δια πουφίων πόρων έκπεμπομένου. Sic alii. in lambisthecae reliquiariae Annae Compenae carpum manus S. Ioanuis Baptistae continentis, in formam manus compactae, adscriptis, quosque in nostra Constantinopoli lib. 4. sect. 4. n. 17 descripsimus, illa χείο χουσή dicitur, licet prorsus aerea sit, primitus aurata. Ita statuae aureae quae viris de republica bene meritis olim decernebantur in Senatu, 80 aut locis aliis, non revera ex auro solido erant, sed aereae auro superfusae, ut est in veteri Inscriptione 353, 4 auro illustres, ut in alia 370, 3, quod satis praeterea innuit

Isidorus Pelusiota lib. 1. epist. 395. lib. 2. epist. 286 et lib. 3. epist. 411. In Antholog. lib. 4 de statua aurea Aureliani: χρύσεος ξστηπεν Αὐρηλιανός. Quomodo Virgilius Eclog. 7.

nunc te marmoreum pro tempore fecimus: at tu si fortuna gregem suppleverit, aureus esto.

Ita apud Harpocrationem de quodam Epicrate, ος χαλκοῦς ἐστάθη διὰ τὸν νόμον τὸν περί τῶν ἐφήβων, id est, aerea statua donatus fuerat. Vide Chronicon Alexandrinum an. 10. Theodosii M. et an. 36. Theodosii iun.

9, 9. ἐν τῷ οἴκῷ τοῦ Καριανοῦ] Nicetas Paphlago, ἐν τοῖς Καριανοῦ λεγομένοις. Vide nostram Constantinopolim Christ.

11, 5. Δαλακάωνα] Leo Grammaticus: λοχήσαντες την δόδον της ύποστροφης αίτοῦ συναντῶσιν αὐτῷ εἰς τὸν Λαλακάωνα, καὶ συμβολης γενομένης τρέπουσιν αὐτόν. Zonaram longe magis illustrat Continuator Theophanis l. 4. n. 25 licet ab eo dissentiat quoad locorum nomina: Lalacaonem enim fluvii, Gyrin Prati, Ptosontis denique regionis nomen fuisse scribit. Sed potior videtur Zonaras, qui Λαλακάωνα nomen esse regionis ait, cui adstipulatur Photius in epistola 167, quae inscribitur Θεοδότῷ Σπαθαροκανδιδάτῷ κατὰ τοὺς Λαλάκωνας.

κοινόν] Infra de eodem Leone: τοῦτον οὖν ὁ Βάρδας σχολάζοντα εὑρηκώς, τῶν λοιπῶν διδασκάλων ἐπέκεινα ἔταξε. Cur vero ita dicatur, vide apud Continuator. Theophanis lib. 4. n. 29, ubi multa de hoc Leone, cuius opera

varia Mathematica habentur in Bibl. Colbertea.

15, 16. ἐγκλείει τάφφ] 'In Copronymi urna, ut tradit Continuator Theophanis lib. 4. cap. 31 et Symeon Logotheta in Michaele n. 28. Nicetas Cappadox in Ignatii vita: οὐ μόνον δὲ, ἀλλὰ καὶ ἐπ' αὐτῆς αὐτὸν τοῦ Κοπφωνύμου τῆς λάφνακος ἐκάθιζον ἀναβιβάζοντας, καὶ τῶν ποδῶν αὐτοῦ κάτωθεν λίθους ἐξαφτῶντες βαφεῖς, καὶ ἐπὶ πλεῖον τῆ τοῦ μαφμάφου τὴν ἔδφαν ὀξύτητι πικρῶς ἄγαν πλήσσοντες ἔτριβον. Vide Zonaram et alios in Theophilo, ubi de Methodio Patr. Constantinopol.

15, 11. τὸν Φώτιον Photius igitur Bardae Caesaris

ope Patriarchae dignitatem adeptus est, quem tamen causae suae minus favisse testatur idem Photius epist. 5.

- 15, 15. κατὰ τῶν εἰκονομάχων] Hoc loco ad marginem scripserat Wolfius, Papa legati Iconomachis assentiuntur; immo Bardas hos in suam de Ignatii abdicatione sententiam pertrahit, ut tradit Continuator Theophanis lib. 4. n. 32, quam quidem novatoris ineptiam carpit Leo Allatius lib. 3 de Consensu utriusque Ecclesiae cap. 20. n. 14.
- 15, 21. τὸ δὲ ἔθνος τῶν Ῥος Σκυθικόν] Chronicon ms. Symeonis Logothetae: Ῥος δὲ οἱ καὶ Δρομῖται, φερώνυμον, ἀπὸ Ῥος τινὸς σφοδροῦ διέδραμεν ἀπηχήματος, τῶν χρησαμένων ἐξ ὑποθήκης ἢ θεοκλυτίας τινὸς, καὶ ὑπερεχόντων αὐτοὺς, ἐπικέκληνται. Δρομῖται δὲ ἀπὸ τοῦ ὀξέως τρέχειν αὐτοῖς προσεγένετο ἐκ γένους δὲ τῶν Φράγγων καθίστανται.
- 16, 2. Στενον] In Angustiis vertit Interpres, reposuimus in Steno. Vide Constantinopolim Christ. lib. 4. sect. 10. n. 1.
- 16, 4. καὶ τοὺς φρυκτοὺς ἔπαυσεν] Idem narrant Scylitzes et Constantinus Manasses. Scholiastes Theognidis: ἔθος ἦν ἀπὸ τῶν πύργων καὶ ὀρεινῶν τόπων σημεῖα διὰ πυρὸς τοιαῦτα παρασκευάζεσθαι, καὶ αὐτὰ φρυκτωρίαι ἐκλήθησαν, καὶ φρυκτωρεῖν, τὸ σημαίνειν ἔφοδον πολεμίων.
- 16, 9. Λοῦλον] Λύλον, Scylitzae, castrum Tarso vicinum, cuius praeterea mentio occurrit apud Constantinum de Themat. 1, 2 et in vita Basilii n. 32. 35. edit. Allat. et apud Annam Comnenam p. 411.
- 16, 12. ἐν τῷ ᾿Αργαίῷ βουνῷ] lta Continuator Theophanis: at Scylitz. ᾿Αργέῷ habet. Claudianus lib. 2 in Eutropium: Cappadocum tepidis Argeus acervis aestuat.
- 16, 13. Alyılov] Alyırlov Scylitz. Alyılov Continuator Theophanis.
- 16, 14. πατὰ τὸν Μίμαντα] Scylitzes, πατὰ τὸν λεγόμενον Μάμαντα. Continuator Theophanis 4, 35 κατὰ τὸν Μάμαντα πάλιν βουνόν. Mimantis Aslae promontorii meminit supra Zonaras in Valente.
- 81 16, 15. κατὰ τὸν Κύζικον Scylitzae ὁ Κίρκος dicitur.

16, 16. Monilos Scylitz. o Monillos.

16, 17. τοῦ άγίου Αυξεντίου βουνώ ] Sic appellatus collis seu mons in partibus Bithyniae desertis, 10 circiter millibus a Calchedone dissitus, qui primo Όξεῖα, deinde Βουνός του Αυξεντίου dictus est, ex quo S. Auxentius, qui Marciano et Leone M. imperantibus vixit, in montis vertice Monasterium exstruxit S. Michaeli sacrum, ut docent Menaea ad 1. 3 et 13 Iunii, in Sanctis Hermylo et Stratonico, in S. Lucilliano, et in S. Hermylo, Mentio praeterea fit in iisdem Menaeis 19 Ianuarii οίκου 'Αναστασίου Πατριάργου εν Όξεία, in quo celebratur memoria SS. Luciani et Paulae Martyrum. In eo porro Monasterio vitam exegit, ac demum sepultus est idem S. Auxentius, ut est apud Anonymum in illius vita n. 9 et in Synaxariis ad 14 Febr., ubi praeterea annotatur illius σύναξιν celebrari solitam Constantinopoli έν τη μονή του Καλλιστράτου. Montem hunc haud procul a Damatry statuit Theophanes p. 367, ubi agit de quodam incluso Monacho, quem "Εγκλειστον τοῦ Αυξεντίου vocat, cuius etiam meminit Nicephorus Constantinopolit. in Brev. Έντεῦθεν συλλαμβάνονται Στέφανόν τινα, ἄνδρα ὅσιον καὶ θεοφιλή τυγχάνοντα, μουαστήν δὲ τω σχήματι, καὶ περιειργμένον εν οἰκιδίω στενοτάτω πάνυ ύπαργοντι ύπο την του μεγίστου όρους ακρώρειαν, δ καλοῦσι τοῦ Αὐξεντίου λόφον. Meminit praeterea eiusdem Monasterii Sancti Auxentii idem Theophanes p. 373 et auctor vitae S. Stephani Iunioris, quod alias a veteri montis appellatione, Μονή τῆς Όξείας dicitur Nicetae in Manuele lib. 1. n. 2. Cinnamo lib. 2. n. 2 et Pachymeri lib. 4. cap. 8.

16, 25. βασιλίδι] Ita non semel Urbem Constantinopolitanam vocant scriptores. Anonymus in Monodia in Constantinum Imp. Constantini M. filium: το οῖοις νῦν ἐπιβατηρίοις ἐξένισέ σε ἡ βασιλίς. In veteri Inscript. apud Reinesium p, 380 ΔΝΕΣΤΗΣΑΝ ΕΝ ΤΗ ΒΑΣΙΛΙΔΙ ΡΩΜΗ ΜΝΗΜΗΣ ΧΑΡΙΝ. S. Asterius Amaseae Episcop. in S. Phocae martyrio ms. κατὰ τὴν βασιλεύουσαν πόλιν, τὴν κόρυφον τῆς Ἰταλίας, καὶ βασιλίδα τοῦ κό-

σμου.

17, 7. οί καὶ ἀρχιεφεῖς ] Vide praeter Porphyrogenitum in avi Basilii vita n. 21. edit. Combesis. et alios scriptores Byzantinos, Balsamonem ad Can, 62 Synodi Trullanae.

17, 21. ἔφυ δὲ πατέρων ἀσήμων Liuthprandus 1, 2: Basilius Imperator Augustus, avus huius, Macedonia humili fuerat prosapia oriundus, descenditque Constantinopolim της πενίας ζυγώ, quod est paupertatis iugo, ut cuidam serviret Igumeno Abbati. Igitur Imperator Michael, qui tunc temporis erat, cum orationis gratia ad Monasterium istud in quo ministrabat descenderet, vidit hunc forma prae caeteris egregia: accitumque ad se Abbatem rogavit ut se donaret hoc puero, quem suscipiens in Palatio, Cubicularii donavit officio. Tantae denique post paululum potestatis effectus est, ut alter ab omnibus Imperator est appellatus. In quibus aliquantum dissentit a scriptoribus Bvzantinis, quibus potior est fides adhibenda.

20. 22. συνταξόμενος De hac voce agimus in Gloss. med. Graecit. De Templo vero Hodegorum copiose disse-

ruimus in nostra Constantinopoli lib. 4.

21, 30. τον Βάρδαν περιστάντες συνέποψαν] Nicetas Paphlago in vita Ignatii Patr. Constantinopol. ἐπειγομένω γάο κατά Κοήτης τω Μιχαήλ, και αὐτὸς ὁ Βάρδας ἄγρι των λεγομένων Κήπων συστρατεύων, εκεί δη την εσχάτην έτισε δίκην πρόφασιν γάρ ώς επιβουλεύοντα τώ βασιλεί, ή θεήλατος αυτον μετηλθεν οργή, και Είφεσι μεληδον άθλίως κατακοπτόμενος. Infra: τότε μεν οδν ό Αύτοκράτωρ παρευθύς πρός την βασιλεύουσαν παλινοστεί.

82 22, 11. καὶ τῶν φρενῶν ἐξιστάμενος] Liuthprandus 1, 3: Verum quia omnipotens Deus servos suos iuste visitat quacumque vult censura, hunc Imperatorem Michaelem sanae mentis ad tempus esse non permiserat, ul quo eum gravius premeret in infimis, eo misericordius remuneraretur in summis. Nam, ut fertur, huius tempore passionis, familiares eliam capilis iusserat damnari sententia, quos tamen ad se rediens hoc pacto requirebat, ut nisi quot iugulari iusserat redderentur, pari ipsi qui hoc effecerant sententia damnarentur. Hoc igitur terrore, quos

damnari iusserat, servabantur. Ex his sontico morbo laborasse Michaelem videtur indicare Liuthprandus, quod silent Byzantini scriptores, qui ebrietate et compotationibus meutem subinde perturbatam volunt.

22, 17. Βασιλίνος] Basiliscum vocat Manasses: Βασιλισκιανὸν Chronicon ms. ab Adamo ad Leonem Phil. ut et Georgius Monachus, a quo Patricii dignitate donatur.

22, 32. δεδοικώς ὁ Βασίλειος] Idem Liuthprandus: Sed cum hoc saepius et iterum Basilio faceret, huiusmodi a sibi obsequentibus (proh nefas!) accepit consilium: ne forte insana regis iussio aliquando ex industria a te non diligentibus, immo odio habentibus, impleatur, eum tu potius occidito, atque imperialia sceptra suscipito. Quod sine dilatione, tum terrore compulsus, tum etiam regnandi cupiditate deceptus complevit.

23, 4. ἐν τοῖς κατὰ τὸν ἄγιον Μάμαντα βασιλείοις]
Nicetas Paphlago: πρὸς τῷ τεμένει τοῦ μάρτυρος Μάμαν-

τος δολοφονείται.

23, 18. ἀπολοφυρύμενος] Gregorius in vita S. Basilii lunioris n. 2 de Basilio: ὁ καὶ τὸν πρὸ αὐτοῦ βεβαφιλευπότα Μιχαήλ ἀνελών, καὶ οὕτω τὰ σκῆπτρα κατασχών, ον δὴ καὶ ψυχορραγῶν ἔβλεπεν ἐγκαλοῦντα τούτω καὶ λέγοντα, τί σοι ἐποίησα, ὧ Βασίλειε, ἢ τί σοι ἡδίκησα, ὅτι οῦτως ἀνηλεῶς με κατέκτεινας; καὶ οῦτως ἐξαγορεύων τέλει τοῦ βίου ἔχρήσατο.

24, 14. καί τον Φώτιον τῆς ἐκκλησίας ἐξώθησαν] Ut exinde pessime habitus fuerit, et carceri mancipatus, denegatis quibus interim vacaret libris, pluribus ipse Photius enarrat in epist. ad Basilium lmp. 97 et in altera ad Baa-

nem Praepositum et Patricium 114.

25, 1. Θεοφύλαπτος] Nescio an is sit Theophylactus Patricius et Armeniacorum Praetor, ad quem extat epistola Photii 21.

25, 7. ὁ Χουσόχειο] Bellum Basilii cum Chrysochire narrat pariter Constantinus in Basilio cap. 30 et lib. 1 de Themat. cap. 10 praeter Scylitzem, Glycam et alios.

έν τη μεγάλη παραγενόμενος έππλησία] Ipso die Pentecostes. Nicetas Paphlago in vita S. Ignatii Patr. Con-

stantinopol. τότε μεν οὖν ὁ αὐτοκράτωρ παρευθὺς πρὸς τὴν βασιλεύουσαν παλινοστεῖ. πεντηκοστὴ δ' ἄρ' ἦν, καὶ Βασίλειον Πατρίκιον ὅντα καὶ Παρακοιμώμενον στέμματι κατακοσμήσας ἀναγορεύει βασιλέα.

22, 17. δ τοῦ Μιχαήλ Vide Glycam p. 297, ubi hunc

Zonarae locum expendit.

26, 18. Ίγνατίου δέ Obiit Ignatius 23 Octobr. die S. Iacobo sacro, ut scribit Nicetas. Stylianus Neocaesareae Euphratesiae Episcopus in epist. ad Orientales, quae extat in Appendice Concilii Constantinopol. cap. 4 videtur indicare malis Photii artibus sublatum fuisse et extinctum Ignatîum, quod tamen silet idem Nicetas. Sepultus autem fuit in Monasterio Satyri ab eo condito, quod S. Michaeli 'Aνατέλλοντι dicatum tradunt, ac in primis, qui nominis originem tradit, Symeon Logotheta in Chrou. ms. in Basilio: τῷ ς΄ ἔτει αὐτοῦ, Ἰγνάτιος ὁ Πατριάρχης τὴν τοῦ Σατύρου ἐκκλησίαν εἰς ὄνομα τοῦ ᾿Αρχιστρατήγου τοῦ ᾿Ανατέλλοντος ἐποίησεν. εἶτα καὶ μονήν αὐτήν ἀνδρῶν εἰργάσατο, ένθα καὶ ετάφη, καὶ Σάτυρος μετονομάζεται, ότι έκ μικρού διαστήματος της τοιαύτης μονης, δ παλαιός ονομάζεται Σάτυρος. ἐκεῖ ἦν ίκρον παρ' Ελλήνων οίκοδομηθέν τῷ αὐτῷ Σατύρω, καὶ ἐξ δμωνυμίας διὰ τὸ πλησίου είναι την είρημένην μονήν, το τοιούτο καλείται ονόματι εξ ού και ο το παλάτιον του Βούαντος κτίσας 83 Θεόφιλος δ βασιλεύς, την ύλην αφελόμενος, ταύτην έδείματο. άνατέλλων δε καλείται δι' αίτίαν τοιαύτην κυνηγοθντί ποτε Νικηφόρω τῷ βασιλεί, ἐν οἰς ἀρτίως ἐστίν ή μονή ήμερησίη, εν αὐτῷ τῷ τόπῷ χειρωθείσης ελάφου, έν ω το της μονής θυσιαστήριον ίδρυται, ευρέθη τράπεζα παλαιά ὑπὸ κίονος βασταζομένη, γράφουσα οΰτως. τουτό έστιν τὸ άγιον θυσιαστήριον του Αρχιστρατήγου Μιχαήλ τοῦ 'Ανατέλλοντος, ὅπερ ἐνεθρόνισεν ὁ ἄγιος Απόστολος 'Ανδρέας. Vide nostram Constantinopolim lib. 4. p. 189.

τὰ πλεῖστα τῆς Σικελίας] Vide Constantinum de Themat. 2, 10.

28, 18. στόλον γὰρ] Michaele Theophili filio imperante Saraceni Aegyptii Graecorum Provincias Occidentales, atque

imprimis maximam Siciliae partem pervasere. Dehinc cum Basilius Macedo regni habenas excepisset, classe instructa, in Dalmatiae maritima, facta exscensione, complurimis expugnatis oppidis, Ragusium obsedere. At ut subsidium Ragusinis submitti a Basilio, ac centum Chelandia, quae noλεμιστηρίους νηας vocat Zonaras, Niceta Patricio cognomento Orypha, rei navalis Drungario, duce advenire perceperunt, traiecere in Italiam, captaque urbe Bari, inde in continentem Calabriam et Apuliam effusi, harum fere provinciarum domini effecti sunt. Capta autem Baris sub annum 851. Erchempertus in Hist. Langob. cap. 20: per idem tempus Agareni Barim insidentes ceperunt, devastantes stirpitus, depraedare totam Apuliam, Calabriam, et pedetentim Salernum ac Beneventum depopulari initiarunt. Evocati autem Saraceni a Radelgiso Principe Beneventano in auxilium suum contra Capuanos, per Pandonem Castaldeum Barensem fidelem suum, ut habent Leo Ost. 1, 27. Anonymus Casin. cap. 8 et Chronicon S. Vincentii de Vulturno p. 694. Ut porro in finitimas provincias effusi, dominatum suum dilatarint in Italia, pluribus prosequitur idem Erchempertus cap. 29, ut et Leo Ost. 1, 32, sed et Porphyrogenitus de adm. Imp. cap. 29 rem sic narrat: οί δὲ Σαρακηνοί μαθόντες την μετά του στόλου του Πατρικίου Δοουγγαρίου τοῦ πλωίμου, ἔφυγον καταλιπόντες τὸ κάστρον Ραουσίου, και αντεπέρασαν εν Λογγιβαρδία, και πο λιορκήσαντες το κάστρον Βάρεως, τοῦτο ἐπόρθησαν. τότε δ Σολδανός πτίσας έκεισε παλάτια, κατεκράτησε πάσαν Δογγιβαρδίαν μέχρι 'Ρώμης έτη τεσσαράκοντα. Quae totidem verbis habet ac repetit de Themat. 2, 3 et in avi Basilii vita n. 15, unde hausit quae in hanc rem scripsit Scylitzes p. 577. Varie autem Soldani nomen effertur a scriptoribus: quippe Porphyrogenitus, et ex eo Scylitzes, narrant Saracenos ducibus Saba, vel Saban, et Calpho, τω Σάβα και τῷ Καλφοῦς, cum triginta sex navibus in Dalmatiam appulisse. Calphon Soldani meminit etiam Leo Ost. 1, 27. At qui Σάβα Porphyrogenito, et Σάβαν Scylitzae, eidem Porphyrogenito lib. 2 de Themat. Σάμαν, Erchemperto Seodam, Anonymo Casin. cap. 28. 33 et Leoni

Ost. 1, 37. Seodan: denique auctori Chronici S. Vincentii de Vulturno Sangdam dicitur. Tot igitur oppressi malis crebrisque Saracenorum excursionibus fatigati Longobardi legatos ad Basilium miserunt opem exposcentes, voluntariam praeterea subjectionem polliciti: quibus ille admissis non modo destinatam pro Dalmatis classem in eorum subsidium misit, sed et Romanum Antistitem et Ludovicum II Imperatorem, ut suis copiis miseros Italos adiuvarent, per epistolas impulit. Ita quidem Porphyrogenitus in Basilio, et ex eo Graeci scriptores. At Latini, Erchempertus scilicet et auctor Chronici S. Vincentii, evocatum tradunt Ludovicum a Capuanis et Beneventanis, Beneventi fines per Soram ingressum, Capuaque, cuius Princeps rebellaverat, ex-84 pugnata, anno sequenti, multis fultum auxiliatoribus Barim perrexisse, ac cum praedicto Sangdam Augustalem exercitum pugnam commisisse, fudisseque Saracenos: deinde Materam expugnasse ac Canusium; reversum denique Beneventum, cum Saraceni ad extremitatem pervenissent, misso exercitu Barim cepisse, capto in ea Sangdane effert (al. effero rege) cum aliis satellitibus eius. Similia narrat Leo Ostiensis 1, 37, qui expeditionem Ludovici in annum 866 coniicit, Barimque quatuor annis ab eo obsessam ait, sed Ludovicum Basilii copiis maritimis terrrestres suas adiunxisse, unaque et simul Barim obsedisse par est credere, siquidem verum sit, capta a Ludovico Bari die tertia Febr. anno 868 ind. 1, ut est apud Lupum Protospatham et Anonymum Barensem, civitatem ipsam Basilio, Soldanum vero Ludovico in belli praemium cessisse, ut diserte habet Porphyrogenitus: καὶ τὸ μὲν κάστρον Βάρεως, καὶ τὴν χώοαν, και την αιχμαλωσίαν πάσαν ανελάβετο ο βασιλεύς 'Ρωμαίων' τον δέ Σολδανον και τους λοιπους Σαρακηνούς ανελάβετο Δολοήχος ὁ Ρήξ Φραγγίας, καὶ απήγανεν αὐτοὺς ἐν τῷ κάστρω Βενεβένδου. Et urbem quidem Barin, totamque regionem ac praedam universam sibi habuit Imperator Romanorum: Soldanum autem cum caeteris Saracenis rex Franciae Ludovicus, et Beneventum adduxit. Verum an ista fidem omnino mereantur, dubium facit quod tradunt iidem Erchembertus, auctor Chronici S.

Vincentii et Protospatha, demum scilicet Barim ingressos Graecos post excessum Ludovici, ut a Saracenis, quorum vires quotidie invalescebant, sese tutarentur. Erchempertus cap. 29 et Chronicon S. Vincentii: hoc audientes qui Bari residebant, Gregorium Baiulum Imperatorem Graecorum, qui tunc in Ydronto degebat, cum multis exercitibus ob Saracenorum metum. Barim introduxerunt: qui statim apprehensum Castaldeum, illiusque primores Constantinopolim misit, quibus iureiurando fidem dederat. Quod in annum 875. ind. 8 rejiciunt Protospatha et Anonymus Barensis. proinde post excessum Ludovici, qui Ravennae diem extremum clausit 13 Augusti anno 874. Quod de Soldani risu, et ut a Capuanis et Beneventanis, libertatem adeptus fuerit, hoc loco tradit Zonaras, Porphyrogenitus pariter et Cedrenus commemorant. At quod addunt Ludovico a venatione revertenti Beneventanos portas occlusisse, non omnino Erchemperti narrationi convenit: ita enim ille cap. 34. Quibus ita patratis (capta scilicet Bari), videns Diabolus suos eliminari, Christoque universa restaurari, et damna inferni dolens, suo instinctu coeperunt Galli graviter Beneventanos persegui ac crudeliter vexare. Qua de re et Adelgisus Princeps (Beneventanus) adversus Lodoquicum Augustum erectus cum suis Beneventi infra moenia degentem, ac secure quiescentem astu doloso sanctissimum virum, salvatorem scilicet Beneventanae Provinciae, cepit, et custodiis mancipavit, bonaque eius diripiens, ditatus est, cunctosque viros exercitales exspoliavit, et fugere compulit. His consimilia habent Leo Ost. 1, 38 et auctor Chronici S. Vincentii de Vulturno p. 696, unde patet Ludovicum custodiae mancipatum ab Adelgiso, ex qua, infra quadraginta dies innumerabili Saracenorum exercitu ab Africa adveniente, tandem dimissus est, ait Leo Ostiens. Paulo aliter rem recitat auctor Annalium Francorum Metensium an. 871. Adalgisus Imperatorem destitutum suorum viribus cernens, iamdudum conceptam iniquitatem parturit, et cum suis fautoribus Palatium, in quo Imperator meridie quiescebat, oecupare nititur. Imperator clamore irruentium excitatus. lecto desilit, arma corripit, et cum perpaucis corporis

sui custodibus ad ostium domus turbatus procedit, aditumque ferro intercludens, hostem a liminibus arcet. Adalaisus sentiens non sine discrimine ostia domus esse penetranda, ab introitu pedem retrahit, palatiumque flammis exuri iubet. Interea Imperator dextras sibi dari petit, pacemque obnixe deposcit. Cui responsum est, non aliter petita impetraturum, nisi prius iureiurando promitteret. nunquam se diebus vitae suae Beneventi fines intraturum, 85 neque pro calumnia, quam tunc patiebatur, vindictam aliquando exacturum. Allatis itaque sanctorum pignoribus, necessitate constrictus, sacramentum quod ab eo exigebatur iuravit, statimque postero die a Benevento exiit. Mox narrat ut anno sequenti Ludovicus Romam venerit, et a Ioanne PP. a sacramento absolutus. Adelgisum tyrannum denuntiatum in Corsicam fugere compulerit, ac tandem Ludovicus anno 874 vitam finierit: quo loco illius pietatem caeterasque animi dotes brevi elogio perstringit. De Ludovici captione similia habet Leo Ost. 1, 38, ubi de Capua a Saracenis obsessa, et a Ludovico fusis ibi Saracenis quaedam, nihil tamen de legato Casilii ad Capuanos misso, de quo Zonaras, commemorat. Sane dimisso Ludovico, Soldanum et ipsius asseclas Annosum et Abadelbachum, ac Imperatoris thesaurum sibi retinuisse Adelgisum diserte cum Zonara tradunt Erchempertus cap. 28 et auctor Chronici Sancti Vincentii de Vulturno, et Sangdanem libertate donatum fuisse satis innuunt. Adde praeterea Annales Francorum Bertinianos an. 873. Reginonem et Hermannum Contractum. Fuit porro Ludovicus II Imperator, Lotharii Imperatoris filius, Ludovici Pii nepos, cuius nomen varie effertur a scriptoribus Graecis: Δολίγος enim nuncupatur Porphyrogenito lib. de Administ. Imp. cap. 29 et Scylitzae, 10δούχος eidem Porphyrogenito de Them. 2, 40. Enimvero. ne ab Italia, quam semel ingressus sum, discedam, extincto Radelgiso Adelgisi filio, Radelgis filius Princeps est constitutus, qui tribus vix annis imperans, a Beneventanis eiectus est, et Aio frater eius (Adelgisi) loco illius subrogatus est. Ita quidem Erchempertus et auctor Chronici S. Vincentii p. 698. De Aione Principe Beneventano, qui 'Aylow

Zonarae, et Leoni Grammatico, et auctori Chronici Principum Beneventi et Salerni, 'Ayyaiw Scylitzae, 'Eylw Anonymo Combesisiano n. 6 dicitur. Principatum autem iniit ille anno 874 obiitque an. 880, ut est apud Lupum Proto-Audita Aio Basilii morte, reliquas, quae Graecis in Longobardia parebant, urbes, posthabitis quae cum Graecis pepigerat foederibus, suo asseruit Imperio, quod in annum secundum Leonis Philosophi coniicit Scylitzes p. 595, qui est Christi 887, quo quidem anno imperabat Occidenti Carolus cognomento Crassus, cuius gener fuisse dicitur Aio Zonarae et Scylitzae, vel certe regis Franciae, quisquis ille fuerit: ὁ δὲ Λογγιβαρδίας Δούξ Αγίων τοῦ Ῥηγὸς Φραγγίας τυγγάνων γαμβρός. Sed sive gener hoc loco sumatur pro filiae marito, sive pro affine, uti interdum hanc vocem a Graecis perinde ac Latinis usurpatam ostendimus in notIs ad Alexiadem, affinitatem hanc omisere scriptores Francici. Ut porro Aio in Graecos insurrexerit recitat Erchempertus cap. 66: idem Aio adversus Augustale dominium rebellionis iurgium initiavit. Mox cap. 71 ut Aio, Bari Graecis erepta, Graecos impugnantes se impugnaverit com-Annum vero captae Baris notat Protospatha: anno memorat. 886 facta fuit proditio in Baro mense Iunii, quando Princeps (Aio) fecit praelium cum stratego Trapezi et Graecis. Qui vero Trapezi hic nominatur, is est Constantinus Patricius ἐπὶ τῆς τραπέζης, seu Praefectus regiae mensae, quem cum Occidentalibus legionibus contra Aionem misit Leo Augustus: dignitas enim του έπι τραπέζης apud Byzantinos eadem fuit quae apud nos Dapiferi et Senescalli, quem Praefectum regiae mensae vocat Eginhardus in vita Caroli M. Magistrum regiae mensae Monachus Sangallensis 2, 9, cuius praeter Codinum meminit Porphyrogenitus de Adm. Imp. cap. 51. At cladem, quam Zonaras, Scylitzes, Anonymus, et Leo Grammaticus passum Constantinum narrant, prorsus reticent scriptores Longobardi, nisi forte extiterit in eo praelio quod cum illo iniit Aio post captam Barim, de quo Sed et Graecos ab Aione primum superatos, Protospatha. dehinc a Constantino Patricio adeo profligatum Aionem ipsum, 86 ut Barim reverti vix ei licuerit, recitat Erchempertus c. 76.

Aio denique a Benevento per Sipontum Barim profectus. super quam Constantinum Augustorum aulicum et Patricium insidentem reperit, rebelles Imperatorum viriliter impugnantem: adversus quem dictus Aio fultus auxilio Ismaelitarum, et vallatus agmine pedestrium Apuleiensium audacter insurgens primo impetu victor existens, de hostibus plures interfecit: deinde a Constantino, qui cum tribus millibus equis tuto considebat in loco, valide contritus. vix cum aliquot urbem ingredi valuit Barim, reliquis aut aladiis aut captivitati traditis. Tandem, ut ait idem Erchempertus cap. 80: Aione obsesso infra urbem a Graecis - legatos suos ad Constantinum Patricium destinavit. qui residebat supra dictam urbem, et cum eo pacem faciens urbem remisit, et ad propria remeavit. Sic igitur Baris rursum in Graecorum potestatem venit, expulso Aione a Constantino Patricio, donec a Guiscardo iis adempta est, ut narrat Leo Ost. 3, 44. Haec porro fusius prosecuti sumus, quod Historiam Francicam quodammodo illustrent.

28, 20. Pαγούσιον] Quod Pαοῦσιν vocat Constantinus

Porph. de Adm, Imp. cap. 29 ex Ital. Rausa.

29, 4. Φράγκων δηγός Fuit is, ut supra dixi, Ludovicus II Imp. Lotharii Imp. filius, cuius uxor fuit Ingelberga, Ducis Spoleti filia. Utriusque meminit Nicetas Paphlago in vita Ignatii Patr. Constantinopol. scribens Photium Patr. Constantinopolit. adhuc superstite Michaele Theophili filio, cum in Nicolaum Papam Anathema pronuntiasset, sollicitasse missis muneribus Ludovicum Pηγα της Φραγγίας, καὶ Ἡγγιβέργαν αὐτοῦ γαμετὴν, ut Nicolaum e sede sua expellerent, Imperatores, si id exequerentur, Constantinopoli creatum iri pollicitum: quod ii statim totis ulnis amplexi fuerint. Id ipsum refertur in appendice ad Concilium 4 Constantinopolitanum cap. 2 ac Photium in Conciliabulo ab eo coacto contra Ignatium et Nicolaum PP. Ludovicum Imperatorem, et Ingelbergam Augustam acclamasse: ວັບເລເ ວຸບັນ πλαστογραφήσας ίδιοχείρους πάντων ύπογραφάς, άνηγόοευσε καὶ άνευφήμησεν εἰς τὴν άναπλαστεῖσαν αὐτῷ σύνοδον βασιλέα τον Λοδόηχου, και την Ήγγελβέργαν Αυγούσταν προς ην και γέγραφεν επιστολην ευφημίας πεπληφωμένην, ὡς ἀξιωθεῖσαν ἀναφοήσεως ἐν οἰπουμενικη δηθεν συνόδω τη Πουλχερία παραπλησίως, ὡς ϣετο. καὶ κατηντιβόλει καὶ κατεσκεύαζε παραπεῖσαι τὸν ἔδιον σύζυγον Λοδόηχον, ἀπεῖφξαι της Ῥώμης τὸν Πάπαν Νικόλαον, ὡς ὑπὸ συνόδον καθηφημένον οἰπουμενικης καὶ καθολικης, ης τὸ ἔσον καὶ πρὸς αὐτὴν ἐξαπέστειλε μετὰ δώρων. Sed deturbato paulo post ipso Photio, res in vanum abiit, Basilio post necem Michaelis Imperium adepto, cuius amicitiam Ludovicus, quamdiu vixit, videtur coluisse: nam non solum Ragusinos contra Agarenos, Basilii hortatu, copiis suis iuvit, ut scribit Zonaras, sed etiam legatos suos Constantinopolim misit, cum Concilium contra Photium coactum est, qui in eo una cum Michaelis Bulgariae regis legatis consedere, ut docemur ex Actione 9 ejusdem Concilii.

29, 16. ὁ δὲ τρόχους] Simile quid narrat Theophylactus Simocatta Histor. Mauric. 6, 11, et ex eo Theophanes ann. 13 eiusdem Augusti, de rege quodam a Sesostri Aegyptiorum rege captivo facto. Cum enim ex devictis regibus, quatuor selegisset Sesostris, qui currum, quo triumphum ducens vehebatur, equorum more traherent, alter ex iis cunctari visus est, dum crebro retro conversis oculis rotae volubilitatem contemplaretur. Rex vero toties respicientem compellans, Quid est, inquit, bone vir, quod oculos in tergum toties retorques? cui ille respondit: τεθαύμακα τῶν τροχῶν τὰ κινήματα ἀνώμαλον ἔχει τὴν κίνησιν, τὰ τοίνυν τούτων μέρη μετεωρούμενα αὐθις καταχθόνια γίνεται, καὶ ἔμπαλιν τὰ περιπέτεια μετὰ τοῦτο ἀπεωρίζεται. Quibus auditis Sesostrim aiunt ad modestiam correctum esse, mandasseque denuo iunctis mulis a collo regum iuga demi.

31, 22. Νικήτας δ Όωρίφας] Nicetae Paphlagoni Ὠρύ- 87 φας. Is est Nicetas Patricius, cuius meminit Ludovicus II Imp. in epist. ad Basilium Imp. Constantinopolit. ubi Hadriatiei servator dicitur.

ον άδελφον έκ πνευματικής διαθέσεως ἔσχηκε] Fratrem spiritualem. Intelligitur enim άδελφοποίησις, Adoptio in fratrem, quae in Ecclesia fieri coram Sacerdote consueverat. Vide Gloss. med. Graecit.

33, 5. ἀρχιστρατήγω Μιχαήλ] De variis S. Michaeli exstructis aedibus sacris egimus in nostra Constantinopoli lib. 3. sect. 3. n. 4, ubi praesertim de hac Nova dicta: in his etiam de ea quae in Conchylo stetit, imperante Iustiniano, quam eamdem esse existimo, quae Palatio adiacuisse dicitur in Concilio CP. sub Mena act. 2 ἐγινόμεθα καὶ ἐντῷ εὐαγεῖ εὐκτηρίω οἶκῳ τοῦ ἀγίου ᾿Αρχαγγέλου Μιχαήλ τῷ προκειμένω τῷ εὐσεβεῖ παλατίω. Paullo supra extitisse ἐν τῷ παλατίω scribitur. Hanc S. Michaelis de Bucoleone Ecclesiam vocat Innocentius III. PP. lib. 12. epist. 70.

33, 11. ἐν τοῖς κοφίνοις] Κόφινος dicitur vas ex virgultis terrae portandae idoneum. Codinus in Orig. CP. n. 110 ἴστατο δὲ ἐν τῷ αὐτῷ λιμένι στήλη μαφμάρινος Ἐλευ-

θερίου, φέρουσα πτύον και κόφινον.

33, 20. πατασκαφήν της Συρακούσης ] Hoc Syracusae excidium attigit etiam Constantinus in Basilio n. 49 et ex eo Scylitzes, et alii, sed prae caeteris hanc urbis calamitatem descripsit Theodosius Monachus in Epistola ad Leonem Archidiaconum de Syracusanae Urbis expugnatione, quae servatur in Bibliotheca S. Servatoris Messanae, et quam ex Graeco latinitate donatam descripsit Rocchus Pyrrhus in Episcopis Syracusanis, in qua et famem ingentem a civibus perpessam in urbis obsidione, et clades a barbaris istis Saracenis illatas Christianis luculenta oratione describit, ut qui et obsessa urbe, in ea cum aliis famem ipsam, et ea expugnata, duram captivitatem perpessus fuerit. Quae quidem Epistola latina duntaxat oratione exarata, interim dum Graeca prodeant, quorum quaedam fragmenta habentur in Bibliotheca regia, si hic describatur, haud ingratum forte rerum Byzantinarum studiosis fuerit, tum quod horum temporum illustrandae Historiae non parum conducat, tum etiam quod Pyrrhi Sicilia haud omnibus obvia sit.

"Eorum quae nobis evenerunt, vir divinissime, singula persequi velle, sane diuturnius, opportuniusque temporis spatium postulare videtur, breviorque Epistola est, quam ut totam rerum gestarum seriem complectatur. Contra vero penitus haec silere, communemque doloris sensum, quem ex his cepit potius ferme terrarum orbis (facile enim mihi per-

suadeo condoluisse nobis eos, spud quos vel solum Syracusarum nomen devenerat) valde stupentis animi, morboque indolentia apprime laborantis futurum fuisse existimavi. De qua re Prophetarum quidam tanquam ex ore Dei sic est locutus 'Male illos accepi flagris, nec tamen doluerunt.' -Ac si quocumque modo narrationem harum rerum instituam. bene utrisque consultum erit: mihi quoque aliquam afferet orationem, quae moerentibus illis revelatum iri confido, quibus nunc male discrucior. Quippe sic natura comparatum est, ut ea quae nobis molestiae sunt, si sermone vulgaveris, animi levent aegritudinem, tibi vero merces minime fluxa hinc accedet, si compatiendo lacrymis narrationem prosequeris. In hostium tandem potestatem devenimus: capti 88 demum fuimus, o vir divinis honoribus perfuncte, nec sane peiora sunt Hierosolymae expertae cum caperentur, nec Samaria prior Hierosolymis expugnata. Tandem passi sumus direptionem, quam non insulae Chetim unquam agnovere, non regiones barbaricae, non urbes quaecunque in medium afferri possent. Eiusmodi fuit hoc excidium, ut eodem die, quibus antea propugnatum erat, arcus et pharetras contriverit, arma, gladium, et bellum deiecerit, strenuos quosque debilitaverit, propugnatoresque gigantes (sic enim magnanimos illos appellaverim, qui egregie operam suam praestiterunt, qui et famem antea tolerare, et labores quoscunque subire, et vulneribus confici prope infinitis pro Christi amore non dubitarunt, et post captam urbem gladiis contrucidati sunt) hostium violentiae cedere coegerit. Tandem in hostium manus incidimus, cum antea diu ac saepius fuisset ad muros propugnatum, cum etiam navali praelio (horrendum sane spectaculum, ipsisque intuentium oculis consternationem ingenerans: consternatur enim aspectus rerum atrocitate quae saepe illi obliciantur) fuerit multoties decertatum. Victi fuimus post multas nocturno tempore factas obsidiones, et hostiles insidias, post admotas muris machinas, quibus totum fere diem tundebantur, post gravem illam in nostra propugnacula lapidum proiectorum procellam, post illas urbium vastatrices testudines, murosque subterraneos, quos vocant: nihil enim horum quae ad urbis expugnationem cen-

sebantur idonea, intentatum reliquerunt ii quibus obsidendae urbis cura incumbebat, quorum iampridem potiundae urbis cupiditas animos inflammaverat, summa animorum contentione decertabant, quo quisque pacto caeteris praestaret, novas in dies singulos machinas excogitando, quibus urbs capi diruique facilius posset. Quamquam ab hisce Deus altissima consilii ratione admirabili nos quodammodo protexit. Quid vero necesse est more tragico eiulantem latius persequi quantam et qualem in nos malorum congeriem invehere summo studio conati sunt hostes? quid indictum infectumque reliquerunt, quod ad timorem incutiendum iis qui detinebantur obsessi, animosque consternendos facere visum esset? tempus admonet, ut ad ea quae intus gerebantur orationem convertamus, deque iis excursim aliqua dicamus. Foris vastabat gladius, et intus pavor, ut pervetusto illo oraculo Moysen res nostras vaticinatum esse plane asseveraverim. Cum enim aeque ac populo Israelis in Deum ante a nobis peccatum esset, eundem quem olim ille, divinae iracundiae calicem potavimus, capti sumus, posteaquam aegre diuturnam famem herbarumque victu toleravimus: posteaquam sordida quaeque rerum egestate compulsi, in os congessimus. Quin et ad liberorum etiam comestiones (rem nefariam et silentio praetereundam) processimus, cum antea nec ab humanae carnis esu (heu quam horrendum spectaculum) abhorruimus. Sed quis haec pro dignitate tragice deploraverit? non a coriis bubulisque pellibus abstinuimus, non ab aliis quibuscumque rebus, quae fame enectis quidquam solatii afferre posse crederentur, ne ossibus quidem aridis parceutes, iniucundam nobis coenam apparabamus. Novum profecto, et ab omni mortalium usu abhorrens alimenti genus. Étenim Syracusanorum complures (quid ho-89 mines non cogit fames importuna?) quadrupedum ossa molere primum, tum aquae perpauxillo conspergere, quamvis abunde nobis aquas ad hos usus Arethusae fons suppeditaret, atque hoc invento famem sedare miserrimi homines cogebantur. lam enim tritici modius centum et quinquaginta nummis aureis vaenalis erat, pistores vero pluris vendebant, quippe ducentis aureis, unde fiebat ut duarum unciarum

panis (rem miram), nummo aureo venderetur. Adde quod trecentis aureis et eo amplius, quomodocumque edule vaenum ibat, et quinque supra decem, quandoque etiam viginti constabat equinum caput: asininae carnes etiam in deliciis habitae. Iam vero domesticarum avium defecerat genus: oleum autem et salsamentorum cuiusque generis obsonia. vel ea quae, ut ait Gregorius Theologus, pauperum esse cibus solent, iam erant absumpta. Casei, leguminum et piscium esus omnino nullus: iam enim unius atque alterius portus, quibus interiacent Syracusae, per vim hostes potiti fuerant, cum antea arces, quae Brachiolia dicebantur, et ab ingressu portuum hostes arcebant, solo funditus adaequassent. Illud vero longe molestissimum accidit: nam saevissima pestis (proh dolor!) famem subsequuta est. Morbus etiam tetanus, a nervorum contractione sic dictus, quosdam divexabat: quibusdam autem apoplexia dimidiam partem corporis arefaciebat, alios repentino mori cogebat, nec defuere qui eodem genere morbi correpti, aut corporis dimidium movere tantum poterant, aut omnino omni movendi corporis facultate destituebantur. Alii instar utrium inflato corpore horrendum sui spectaculum intuentium oculis exhibebant, quousque mors illis superimminens (nam haec quoque divino imperio parebat, atque ex huius praescripto non-nihil retardabatur) aegre tandem miseros gravissimis doloribus liberabat. Enimvero iis quae iam a nobis memorata sunt, permulta alia adiungi possent, quae longiore indigerent oratione quam ea quae ab homine in custodiam dato proficisci potest. Quid enim aliud potero quam res tam grandes paucis perstringere ac tenuare, qui carcere inclusus ne horam quidem habeo pacati otii? densissima carceris caligo, quae ob oculos versatur, aspectum hebetat atque obtundit: tumultus eorum qui simul in eadem asservantur custodia, mentem agitant atque perturbant: turris quae ad maiorem portum in dextro urbis angulo erat extructa, catapultarum vi, quibus hostes saxa praegrandia iaculabantur, concussa primum, mox ex parte cecidit, ab huius turris excidio quinque post diebus murus propugnaculi, qui fuerat antea turri conjunctus, eodem catapultarum impetu disru-

animis horrorem incutiant? Inclitus Patricius, qui se in arcem quandam receperat, postridie una cum septuaginta virls vivus capitur, atque octavo ab urbe expugnata die, capitali supplicio plectitur. Quod quidem adeo excelso fortique animo pertulit, ut nihil humile, nihil sua constantia indignum admiserit, ne leve quidem timiditatis alicuius argumentum monstraverit, nec mirum, quando antea nullo pacto adduci potuit ut urbis proditionem salutis propriae causa faceret, praesertim cum permultos haberet huius consilii non probatores tantum, verum si voluisset etiam administros. Ille vero maluit cum honestate mortem oppetere, ut eorum qui cum ipso erant saluti prospiceret, atque unum pro multis ad Christi imitationem caput obiicere periculo (quanquam hoc homicidarum animos ad commiserationem neutiquam flexit) quam aliquid nobilitate sua indignum mente complecti. Cuius animi magnitudo, atque ad subeundum supplicium alacritas ipsi quoque Busae Amirae Chagebis filio, qui mortis auctor fuit, magnae admirationi fuere. Verum ipse ad bene beateque moriendum hinc sibi talia praesidia comparaverat, propterea quod omne belli tempus in mortis contemplatione transegerat, eisque, qui secum obsessi erant, viam, quae ducit ad immortalitatem optimis cohortationibus commonstraverat. Unde per haec pietatis officia excessum vitae minime habuit formidandum. Quibus enim assidua meditatione , cautum est, ne imparatum pectus habeant ad haec extrema subeunda, hisce non iniucunda erit ad coelum, cum contigerit, transmigratio. Caeterum Barbari in illos etiam quos cum Patricio ceperaut (erant autem omnes hi Syracusis honestissimo loco nati), cum quibusdam aliis captivis extra urbem ductos, et in orbem dispositos uno impetu invadunt agrestium canum in morem, et hos quidem lapidibus, hos vero baculis, alios hastis, quas prae manibus habebant, quosdam etiam quibuscunque quae se fortuito obtulissent instrumentis crudelissime insectantes, morti dabant, et adhuc animis immanissime saevientes, horum corpora combustione absumebant. Nec vero silentio praeteribo qualia barbara crudelitatis exempla in Nicetam exercuerint. Erat hic Tarsensis genere, atque in re militari apprime eruditus, et stre-

nuus, qui oppugnationis tempore impium Mahomettem apud eam nationem Prophetarum eminentissimum habitum maledictis compluribus quotidie proscindebat. Hunc ab interficiendorum numero sevocatum humi reclinantes supinum (tuam, Deus, clementiam imploro) thorace pectoris ad pubem osque virum decorticarunt, effusa vero per sectionem viscera contis dilaniabant. Ad haec cor ipsum manibus avulsum ab homine adhuc spirante plusquam immaniter den- 92 tibus mandebant primum, postea ad terram allisum, petitumque lapidibus, tum demum exsaturati reliquerunt. Verum de his alias. Ego vero qui iam iterum cum Episcopo in gratiam redieram, atque in Episcopii templo una cum ipso statis precibus hora sexta operam dabam, turrim a Barbaris expugnatam auribus cepi, cum ad finem cantici ventum esset. Quo nuntio non mediocris fuit audientium animis pa-Etenim quidni timendum esset in cruentas vor injectus. hostium manus mox certissime incursuris? animum tamen quoquomodo recipientes, dum adhuc hostes ante prospectum templi in depraedando essent occupati, nudi ac verecundi (quippe detractis omnibus aliis indumentis praeter illa quae ex corio confecta gestabamus), ad altare aedis maximae cum duobus aliis clericis perfugimus. Consueverat ad hanc aram Beatissimus Pater Deum iratum conciliare, opemque ipsis pro suis filiis implorare, ac voti compos fieri; qua in re illum experientiae mirificum saepissime comprobavit: quanquam id temporis arcano divinorum iudiciorum consilio preces eius rejectae fuerant. Cum ergo in his essemus periculis constituti, alter ab altero si quid peccatum esset, veniam petebamus, ac vicissim donabamus. Deo vero gratiae agebantur, quod ista nos perpeti decrevisset. Iam vero dum Episcopus Angelo tutelari suam Ecclesiam commendaret, et adsunt extemplo hostes districtis gladiis, sanguineque perfusis, qui per totam aedem vagantes alius alio deflectebant, quorum unus a circumfusa multitudine digressus sacrum altare adit, ibique nos inter sedem et aram latitantes offendit, comprehenditque, nihil tamen barbarum in nos est molitus, nempe Deo cor ipsius aliquatenus permulcente, nihil iracundum sonuit aut minax, vultu ad terrorem composito,

quamvis esset ense nudato armatus, qui fumabat adhuc calidum sanguinem atque distillabat. Is in Episcopum intuitus, ab illo quam recte percontatus est, quisnam esset? remque ut erat edoctus, Ubinam, inquit, sunt Ecclesiae sacra vasa? Cum autem cognovisset de loco, educit e sacro templo Episcopum seorsim ab omni turbatione atque tumultu, nosque cum ipso tanquam agnos suum pastorem sequentes. Dumque in sacellum ubi reposita sacra vasa asservabantur nostro ductu pervenisset, in eo nos inclusos detinet, idemque satagit uti maiores natu barbara nationis quamprimum conveniant. Quo facto, de nobis apud ipsos narrationem instituit. Semnoen, id enim nominis tum illi inditum, tum claris ortum esse parentibus postea comperimus: cuius oratione permoti, dicam melius, Deo ad bonum exitum omnia perducente, bene animati hostes in nos esse coeperunt, eodemque die sacra depraedati (erant autem haec omnia perfecti operis quinque millia librarum ponderis) captivos nos ex urbe egredi fecerunt: dolore, ut omittam caetera, vehementi confectos, atque ad Amiram, qui in veteri maiore Ecclesia consederat traduxerunt. Hic autem in una earum, quae ibi reperiebantur, camera conclusos reliquit. Illic omnimodis incommodis affici corpusculum fuit necesse; nam et gravi odore locus repletus est, eo scilicet qui ex naturalibus excrementis exoritur, vermihus etiam qui solent in diem ingenerari et scatere, nec non muribus consueto 93 ibi degentibus, tum pediculorum examine, et cimicum, et pulicum propemodum exercitibus inhorruit. Ut vero nox facta est, tenebris obruti sumus sub tectum ferme cadentibus. Fumo etiam qui forte externo fiebat oppleta domus, qui et respirationem miseris interclusit, et mutuos aspectus maxima ex parte nobis ademit. In hac ipse camera cum sacro antistite, et altero a Clericis fratribus coniecti fuimus: nam qui reliqui fuerunt, urbis excidio una omnes contrucidati sunt. Dies ibi triginta complevimus: propterea quod ad Syracusanas munitiones emoliendas id temporis voluerunt consumptum. Per idem spatium ea quae intra muro-rum ambitum continebantur, incendiis absumpta sunt. Captae vero praedae spolia tot fuere, tantique pretii, ut eius

subducta ratio millies mille nummum reperta sit. Non multo post iter Panormum versus aggressi, quod sex dierum intervallo perfecimus, vecti iumentis ferundis operibus Abduxerunt vero immites efferique Aethiopes. Tandem diurnis aestibus, nocturnisque frigoribus divexati, die septimo, cum interdiu noctuque iter facere non fuisset desitum, celeberrimam civibusque frequentem urbem Panhormum ingressi sumus, obviam factis nobis urbem ingredientibus popularibus, qui ob laetitiam effusi, Epinicia concinebant; dumque praedas in urbem victores importare viderent, Paeanis faustisque acclamationibus excipiebant. Iam vero in urbem secedentes, tum demum comperimus convenarum ac civium multitudinėm iuxta famam illius, nihilque imparem opinioni nostrae fuisse. Illuc enim universum Saracenorum genus confluxisse putares a solis ortu et occasu, ab Aquilone et mari, juxta beatissimi Davidis consuetum loquendi morem. Unde in tanta incolentium colluvie coangustati, in circuitu aedes struere atque habitare incoeperunt, adeo ut permultas adiacentes urbes posuerint, primariae, si quis vellet, ad oppugnandum et repugnandum non impares. Cum igitur, ut dicere institui, nequissima urbs omnium potiretur, Contarchum, Imperii nomen id est, sui nominis celebritate neutiquam dignum putavit, donec nos sub iugum mitteret. Ouin et se facturum promittit et comminatur, ut abs se longe positos, atque adeo ipsius imperatricis urbis viros in suam redigat potestatem . . . . His ita se habentibus, post diem quintum ad majorem Amiram introducimur. ad solarium superbe in solio considens valde sibi ex tyrannica potestate placebat, et quasi mantile nobis, ipsique medium suspensum utrimque aspectibus obversabatur. Sistunt Episcopum ministri: tum ille per interpretem, Tenes, inquit, nostratem orandi modum? Minime, inquit sapientissimus Praesul. Is vero, Cuius rei gratia? Respondet Episcopus, Quod summus ego Sacerdos Christi sum, Christique servorum Mystagogus, de quo Prophetae et Iusti olim vaticinati sunt. Non sunt, inquit Amiras, apud vos revera Prophetae, sunt vero nomine: non enim ab illis alienatus esses ob tuas doctrinas, neque a recta fide deflexisses: in circuitu

enim impii ambulant. Quid enim Prophetam nostrum blas phemiis impetitis vos? minime nos Prophetas blasphemamus. Excipit Episcopus, Propterea quod non in Prophetas invehi, sed pro ipsis loqui magnificeque sentire condidicimus: hunc 94 vero qui apud vos colitur ignoramus. His responsis attonitus, extemplo nos in carcerem retrudi iubet. Ducti incedebamus media urbis platea in popularium conspectu: Christianorum permulti subsequebantur, de nostra miseria non obscure eiulantes, nec non contrariae sectae homines spectandi studio exciti nos constipaverant, inquirebantque quisnam esset celeberrimus ille Siciliensis Archiepiscopus. Hunc admodum populum evasimus; tandem in demosterium [δεσμωτήριον Ducang. in marg.] coniicimur; id autem lacus est quatuor supra decem gradibus depressum habens pavimentum, adeo ut illi ostiolum pro fenestra esset. nebrae hic merae et palpabiles, lumine tantum lucernae vel interdiu aliquatenus collustratae. Neutiquam in isto carcere luciferum mane exorientem fas est aspicere, nec lunam radios emittentem. Corpusculum hic aestivis caloribus percussum (aestus enim erat) et cohabitantium habitu torridum, praeterea cimices et pediculi, et pulicum examina, caeteraque hisce bestiolis similia per tenebricosum hoc pavimentum serpentia misellum hominem stigmatium reddunt. Sunt et eodem in carcere conclusi, promiscueque nobiscum harum miseriarum mercaturam facientes, Aethiopes, Tarsenses, Hebraei, Longobardi, tum Christiani nostrates e diversis locis profecti, In queis erat quoque Sanctissimus ["Manas, seu Menas. Vide Pyrrhum t. 2. p. 592." Ducang. in marg.]. Melitensis Episcopus duabus compedibus pedes adstrictus. Tum vero Pontifices alterutrum complexi, sacroque osculo exosculati, paululum ob ea quae sibi evenerant sunt collacrymati; mox Domino eadem de re gratias agentes, ex nostra Philosophia depromptis rationibus doloris sensui repugnabant. Dum in his versamur, execrabilis ille dies stati apud hosce Scarifieii recurrit; quo die memoriam faccre se iactitant sacri īllius, quod olim Abraham fecerat. quando datum arietem pro rationis participe victimam Deo immolavit. Hunc per inscitiam Pascha nominant: nec abs

re diem sic indigitant: non enim ab Aegypto in terram promissionis est illis transitus, iuxta veterem Paschatis nomenclaturam: neque ex hac terra in coelestem oram, aut ex morte ad vitam, ut Christiana fides hoc vocabulo uti nos docet; sed ex vita ad mortem, et ex hoc corporeo interitu, et sub sensum cadente, ad sempiternum illum, et ad id guod numquam fine sit cariturum incendium. diei celebritate (o dementiam singularem!) Archiepiscopum comburendi fit consilium, malisque daemonibus hostiam offerendi sanctissimum Christi Pontificem. Quidam enim ex ais qui populo praeerant, os habens patente sepulchro adaeque spirans, Aequum est, inquit ad circumstantes conversus, o cives, in hunc Christianorum Antistitem manus iniicere pro nostra incolumitate, tum quo festivius ac si unquam alias celebre nobis Paschatis festum agamus: sic enim prospere nobis res nostras cessuras, et incrementa meliora facturas esse confido. Haec ille. Verum haec audientes senes quidam canitie iuxta ac priores, togaque honestissimi, ad populum habito consilio, factum improbarunt. Non enim haec esse dicebant satis; putabant illius diei celebritatem cohonestandam insigne pervigilium egisse excidium Syracusanae urhis. Itaque mali consiliarii in Archiepiscopum et nos consilium dissipatum est, Deo volente. lam ex illo in hunc usque diem persistimus aerumnis multis detenti, mortemque ipsam, quae semper nobis captivis imminet, quotidie praestolantes. Tu vero, o dilectum et ve- 95 nerabile caput, tui Theodosii fac sis usque memor, Deumque placatum propitiumque reddito, ut nostros hosce fluctus componat, sistat atque compescat, nostramque captivitatem convertat sicut torrens in austro, iuxta Prophetam regem Deigue parentem. Amen.

Sequuntur haec carmina ex Graeco Latine scripta.
Fructus laborum sume meorum, pater,
Sunt quippe pleni quaestuum, et lacrymis madent.
Sume, pater, mandata, sume his litteris
Excidia, quae in nos hostis invexit ferox.
Deum rogato, tendat ut amicas manus,
Iamiam propinquo funeri caro huic tuo.

την γαμετην] Vide Anonymum in vita Sancti Nicolai

Studitae p. 934.

34, 21. σεισμών δε διαφόρων] Quos inter extitit ille terrae motus qui post depositionem Photii et restitutionem Ignatii extitit, quo adeo concussa est urbs, ut Ecclesias aliasque aedes a fundamentis subruerit, et ἀντὶ πόλεως πολυάνδοιον effecta illa fuerit, ut scribit idem Photius epist. 100 et 101, ubi hunc divinae ultioni adscribit ob iniurias sibi irrogatas.

35, 28. Κωνσταντίνος] Ex priore Basilii uxore genitus, ut indicavimus in Familiis August. Byzant. de quo haec praeterea scribit Nicetas Paphlago in vita Iguatii Patr. Constantinopol. εὐθὺς μὲν τότε τῷ βασιλεῖ τέθνηκε Κωνσταντίνος ὁ τριπόθητος καὶ πρωτότοκος νίὸς, ὃν καὶ ἄγιον ὁ τολμηρὸς οὖτος (Φώτιος) εἰς τὴν τοῦ πατρὸς χάριν ἐξ έαυτοῦ χειροτονῶγ, μοναστηρίοις τε καὶ ναοῖς ἀνθρωπαρεσκία τιμῶν οὐκ ηὐλαβεῖτο.

36, 1. Θεόδωρος ὁ Σανταβαρηνός] Quis ille Santabarenus, et unde ortus, illiusque fortunam describit Stylianus Neocaesareae Episcopus in Epist. ad Orientales, descripta in Appendice ad Concilium Constantinopolitanum 4. c. 4.

p. 1404. 1405.

36, 17. Μαρτιναπίου] Meminit Codinus in Orig. CP. n. 110 Martinacae Patricii, avunculi Theophanonis Augustae, sub Michaele et Basilio, a quo aedificatum Monasterium quod illius nomen retinuit.

36, 28. ξιφίδιον ἔνδον τοῦ ὑποδήματος] Leo Grammaticus ἐν τῷ τουβίω, in tibiali. Porphyrogenitus in avi vita n. 99. edit. Combefisii, κέλευσον περιαιρεθήναι τὰ πέδιλα τῶν ποδῶν αὐτοῦ, ita Santabarenus ad Basilium. Symeon Logotheta in Basilio n. 21 et in Chronico ms. in quo corporis loco παραμήριον habuerit Leo non tradit. Scylitzes ἐντὸς τοῦ ὑποδήματος, ut Zonaras et Glycas, ubi Leunclavius sub veste vertit, et recte, ni fallor: neque enim in calceis vel in tibiali pugionem gestare potuit Leo, nisi per tibialia braccae intelligantur.

37, 6. έγκλείει τοῦτον τῶν βασιλικῶν θαλάμων ένί] Errat igitur Damascenus Studita Homil. 34, dum scribit ThesThessalonicam relegatum Leonem una cum uxore Theo-

phanone.

37, 16. κατὰ καιρούς] Verbi gratia, in Nativitate Christi, in Tribunali novemdecim accubitorum, de quibus statis conviviis egimus in nostra Constantinopoli lib. 2. sect. 6. n. 1.

37, 18.  $\hat{\epsilon}\nu$   $n\lambda\omega\beta\tilde{\omega}$ ] Wolfius scripserat in corte: in cavea restituimus. Vide Gloss. med. Graecit. in  $K\lambda\omega\beta\delta\varsigma$ .

38, 1. τούτοις δ βασιλεύς] Vide nostram Constantinopolim lib. 4. sect. 4. n. 1.

38, 11.  $\epsilon i \, \mu \dot{\eta} \, \tau \iota \epsilon$ ] Vocabatur is Iacobitzes. Vide Symeonem Logothetam in Basilio n. 3 et Leonem Grammatic.

- 39, 10. Στυλιανού] Extant in obitum nescio cuius Styliani, Primi a Secretis, iambi Symeonis Logothetae et Magistri, vulgo Metaphrastae appellati, et ab Allatio in Dissert. 96 de Symeonum scriptis descripti. Obiit vero hic Stylianus de quo Zonaras, Leone imperante, ut est apud Anonymum Combesisianum n. 14.
- 40, 25. βασιλεία Λέοντος φιλοσόφου] Ita ad marginem scriptum in codd. mss. Negat Allatius Leonem Imp. appellatum φιλόσοφου, hocque cognomen uni convenire Leoni Philosopho, de quo agunt scriptores Byzantini in Theophilo, illum vero σοφὸυ appellatum. Certe Constantinus Porphyrogenitus filius in avi vita n. 48. 76 et 89. edit. Combefisii, Leonem σοφώτατου semper appellat. Promiscue vero apud Balsamonem Σοφὸς et Φιλόσοφος indigitatur. Sed et in Novella Alexii Comneni apud eundem Balsamonem ad Nomocan. Photii p. 140. 142. edit. 1 Λέων Φιλοσοφώτατος dicitur. In cod. reg. in quo describuntur libri 2 περί θεμάτων Constantini Porphyrogeniti, hic titulus praefertur: φιλοπόνημα Κωνσταντίνου υίοῦ βασιλέως Λέοντος τοῦ σοφοῦ.
- 40, 31. Στέφανον προεχειρίσατο] Gregorius in vita S. Basilii iunioris n. 2 Στέφανος δὲ ᾿Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως προχειρίζεται, ἀνὴρ πάση ἀρετῆ διαπρέψας εί καὶ οὖτος ἐν συντόμω τὸ χρεὼν ἐλειτούργησε, καὶ συνεχῆ καθάρσια παρὰ παίδων ἰατρῶν δεξάμενος, διὰ τὴν ἐνοχλοῦσαν αὐτῷ ἐκ (f. πυρετοῦ) πυρκαϊὰν, ὑφ ὧν κα-

κῶς ψυχρανθεὶς τὸν στόμαχον, καὶ εἰς νόσον δυσδιήγητον περιπεσῶν ἐτελεύτησε. Erchempertus cap. 52: Serenissimo Basilio Augusto aeque his diebus defuncto, duo filii eius in Imperio sunt electi, id est Leo primogenitus, et Alexander subsequens: tertius vero Stephanus nomine Archiepiscopatum eiusdem urbis, eiecto Photio, qui olim a Nicolao primae Sedis Pontifice ob invasionem Episcopatus Ignatii adhuc superstitis perpetuo anathemate fuerat mulctatus, et a Ioanne Papa, ut ita dicam, ignaro, ad pristinum gradum resuscitatus, regendum suscepit.

41, 1. 'Αντώνιος ὁ Καυλέας] Cuius elogium descripsit Nicephorus Philosophus, editum a Lipomano, Surio, et

Bolando 12. Febr.

41, 29. ὁ δὲ Σαμωνᾶς] Illius meminit Constantinus de Adm. Imp. cap. 50 et Gregorius in vita S. Basilii iunior. n. 3, ubi Πατρίκιος καὶ παρακοιμώμενος indigitatur.

42, 12. Zωήν] Hanc Zoïzonem vocat Liuthprandus 3, 7, quacum venerea dulcedine iunctum fuisse Lacape-

num scribit post pulsos aemulos.

42, 18. ἔτη] Deest etiam in mss. codd. annorum Patriarchatus Antonii numerus. Catal. ms. Nicephori Call. δ Αντώνιως δ Καυλέας ἔπὶ τοῦ αὐτοῦ (Λέοντος) ἔτη β΄. Sed reponendum ξ΄ observat Ioan. Bolandus ad 12. Febr.

p. 622.

42, 28. καὶ ἐπ' ὀνόματι τοῦ ἀγίου Λαζάρου] De hac aede S. Lazari pluribus egimus in nostra Constantinopoli, in quam a Leone Imp. illatum eiusdem Sancti corpus, tradit pariter auctor incertus in Homil. in Sabbatum Lazari p. 9 τοῦτο τὸ τίμιον καὶ ἄγιον λείψανον ὁ σοφώτατος βασιλεὺς Λέων ἔκ τινος ὄψεως θειστέρας ἐκεῖθεν μετακομισάμενος, ἐν τῷ πανσέπτω καὶ ἀγίω τοῦτου ναῷ παρ' αὐτοῦ δομηθέντι εἰς ὄνομα τοῦ ἀγίου σεμνῷς καὶ πολυτελῶς κατατίθησιν, Ὁ καὶ νῦν εἰς ἔτι μένει, ἄρρητόν τινα εὐωδίαν ἀποτελοῦν, καὶ ἰάσεις ψυχῶν καὶ σωμάτων ἡμῖν παρεχόμενον,

43, 1. Tavoouévior Vide Constantinum de Themat.

2, 10.

43, 5. τοῦ άγίου Μωκίου] Idem narrant Anonymus

Combesisianus, Leo Grammaticus, Symeon Logotheta, Scylitzes etc. De aede vero S. Mocii pluribus egimus in nostra Constantinopoli, in qua prae aliis festum S. Euthymii, cuius reliquiae ibidem asservabantur, 3 Ianuarii celebratum observant Synaxaria mss. τη αὐτη ήμέρα τοῦ όσίου πατρὸς ήμῶν Εὐθυμίου κείμενον ἐν τῷ άγίφ Μωκίφ. Huic proxima fuit S. Anthimi aedes sacra, uti docet scriptor ms. vitae S. Iosephi Hymnographi: καὶ σὺν αὐτῷ τῆ βασιλίδι άνήει μεγαλοπόλει, μεθ' ου ναφ ιερομάρτυρος εαυτον έγκατακλείσας, σεπτώ λέγω δη 'Ανθίμου του θείου, πλη-σίον υπάρχοντι τοῦ άγίου Μωκίου, τὰς ἐκείνου ἀρετὰς παοεζήλου. In eam aedem illatum fuisse corpus S. Sampsonis Xenodochi docemur ex illius vita ms. τὸ δὲ ίερον σωμα καὶ άγιον τω μεγίστω ναώ του Μωκίου του μάρ- 97 τυρος πανσεβάστως έγκατατίθεται, ατε δη και συγγένειαν Ελκειν έκειθεν του μεγάλου φημιζομένου.

44, 23. Iolav Holav scribit Constantinus Porphyrogenitus in Basilio et in lib. de Adm. Imp. legelav alii, Ήρίον, Ἡραῖον, denique caeteri: Palatium Imperatorum Asiaticum, de quo multis egimus in Constantinopoli Christ. 4, 13. n. 11 cuius conditorem Iustinianum M. agnoscunt Excerpta quaedam Historica ex cod. reg. ms. 2023. fol. 97: ότι τὸ της Χαλκηδόνος ακρωτήριον τὸ παλαιὸν 'Ηρίον καὶ ον καὶ λεγόμενον ταφεῖον γὰρ ἦν τῶν κτητόρων τῆς πόλεως Χαλκηδόνος · δ μέγας Ἰουστινιανός ἀνασκάψας τὸ ὅλον ἀπρωτήριον, καὶ ἀνακαθάρας τὸν τόπον, βασίλεια έπτισε περιφανέστατα, καὶ Ήερία ὁ τόπος μετωνομάσθη, ήγουν άερία. Perperam vero istius Palatii nomen describitur in Orthodoxorum invectiva adversus Iconomachos edita a Combefisio cum Continuatore Theophanis p. 304, n. 5, ubi Pseudosynodus coacta sub Copronymo contra cultum lmaginum dicitur εν ΚΠόλει είς τον τόπον τον λεγόμενον Όνερία. Legendum enim ίερία, delendumque εν ΚΠόλει.

44, 31. τῶν δὲ 'Αγαρηνῶν | Nescio an ea tempestate Saraceni Nicaeam tentarint, illiusque muros subverterint, quod certe videtur suadere inscriptio ad eiusdem urbis muros versus Occidentem, quos a Leone et Constantino filio refectos

innuit, eo quo superati sunt hostes loco: ἔνθα θεϊκή βοηθεία τὸ τῶν ἐχθοῶν καταισχύνθη θράσος, ἐκεῖ οἱ φιλόχριστοι ἡμῶν βασιλεῖς Λέων καὶ Κωνσταντῖνος ἀνεκαίνισαν πόθω τὴν πόλιν Νίκαιαν ἀνεγείφαντες, διὰ τῆς
τοῦ ἔργου ἐπιδείξεως νικητικὸν ἀναστήσαντες σημεῖον
κεντηναρίων χιλίων, καὶ μόχθον ἐγνωρισεν ᾿Αρτάνασδος
Πανευφάτα Κουροπαλάτης. Nisi haec murorum Nicaeensium subversio referri deheat ad annum 10 Leonis Isauri,
cuius meminit Theophanes, scribeus Maviam Saracenorum
ducem Nicaeam obsedisse, ac μετὰ πολιορκίαν πόλλὴν καὶ
καθαίρεσιν τῶν τειχῶν, Sanctorum Patrum, qui ibi colebantur, intercessionibus, urbe tamen minime potitum fuisse.

44, 32. Ίμέριον τὸν λογοθέτην] Meminit istius expeditionis Himerii scriptor coaevus vitae S. Theoctistae Lesbiae: ἐπεμπόμην δὲ συστρατευόμενος Ἱμερίφ τῷ πάνυ, τῷ στρατηγικωτάτω δηλαδή, καὶ ἄρχοντι τοῦ τε δρόμου

καί τοῦ στόλου παντός.

45, 25. κηψὸν] Vid. Gloss. med. Graecit. in φάτλιον. 46, 32. τῆς δὲ ἐορτῆς] Lupus Protospatha: Anno 913. Ind. 1 coronatus est Constantius (Constantinus) Imp. filius praedicti Leonis, qui regnavit an. 47.

47, 25. ή τοῦ Ἰουλίου τοισκαιδεκάτη] Legendum Ἰουνίου, quomodo habent Leo Grammaticus, Anonymus Com-

befisianus n. 31 Scylitzes et Glycas.

48, 9. ἐν ταῖς Νοσσιαῖς] Subdit, quod ab aliis siletur, Symeon Logotheta in Chron. ms. ἄξιον δὲ ὀλίγα εἰπεῖν ποίω τρόπω ἡ μονὴ τῶν Νοσσιῶν κέκτισται · οὖτος ὁ Κωνσταντῖνος εἶχε πατέρα γέροντα εὐλαβῆ καὶ φοβούμενον τὸν Θεὸν, ος καὶ ἐν αὐτῷ τῷ τόπῳ τῶν Νοσσιῶν προαστίτζην ἐκέκτητο πρὸς τἢ θαλάσση πάυυ μικρὸν, ἐν ῷ καὶ ὕδωρ ἐπὶ δεξαμενὴν ἐκβαλῶν τοῖς ὁδίταις ἐποίει παραψυχήν. ἐν τούτῳ τῷ ὕδατι συνέβη στρατιώτην διέρχεσθαι, καὶ ἀναψύξαντα ἐκβαλεῖν ἄπερ ἐκ δικαίου πόρου εἶχεν νομισμάτων, καὶ ἀριθμῆσαι, ἃ καὶ ἦσαν εἰς νν ἢς καὶ τρεῖς ἀριθμούμενα· εἶτα ἀναστὰς, οἶα συμβαίνει, καὶ τῷ ἔππῳ ἐπιβὰς, ῷχετο τὴν ὁδὸν αὐτοῦ, τὸ χρυσίον κατὰ τὸν τόπον ἀφείς. ὡς οὖν ἔθος εἶχεν ὁ γέρων, ἔξ-ῆλθεν πρὸς τὴν δεξαμενὴν, καὶ εὐρὼν τὸ χρυσίον, ἐλυ-

πήθη την του απολέσαντος αθυμίαν. όμως έν έαυτώ φυλάττων, οὐ διέλιπεν ἀπὸ νυκτὸς εἰς νύκτα εὐχόμενος τῷ Θεώ τούτον έλθειν και απολαβείν το ίδιον. δ μέντοι στρατιώτης τὰς πύλας περάσας, καὶ ἐπιμνησθεὶς, ὅμως τι ποιήσαι μη δυνάμενος, την όδον αὐτοῦ ἀπήει λυπούμενος και μετά τρίτον ένιαυτον έρχεται πρός τον τόπον τῶν Νοσσιῶν, καὶ τοῦ εππου ἀποβάς αὐτὸν μέν ἐπότισεν, άλλα και αύτος πιών εκάθητο σύννους, και στενάξας είπεν δτι Έν τούτω τῷ τόπω ἀπώλεσά μου τὴν ζωήν. τοῦτο ἀκούσας ὁ τίμιος γέρων ἐπηρώτησεν αὐτῷ, τί ἄρα τὸ συμβάν κύριέ μου; ὁ δὲ εἶπεν ὅτι ἐνταῦθα ἀπώλεσαν νν΄ και παρευθύ και τον τόπον ύπεδείκνυεν, και τα 98 σημεία του βαλαντίου, και το πόσον έλεγεν και ο άνθρωπος του Θεου εύθυς έξέλκει τουτο του κόλπου αυτου, και φησί, Γνωρίζεις τούτο; ό δε άφωνία έπι πολύ κατασγεθείς, όμως, ναι, είπεν, όπερ απώλεσα αὐτό έστιν" καί φησί, Απόλαβε αὐτὸ, πληροφορούμενος ώς οὐκ ἄνοιξα αύτο, ούδε είδω τι έστιν έσωθεν, τοῦτο λαβών ὁ ἄνθρωπος, παρακαλών λαβείν έξ αὐτοῦ ὅσα καὶ βούλεται · ὁ δὲ ουπ ήθέλησεν τὸ σύνολον, όθεν ὁ στρατιώτης ἀπέρχεται την όδον αυτού, χαίρων και εύχαριστών τῷ Θεῷ. τῆ οὖν νυπτὶ ἐκείνη δρά κατ' ὄναρ τὸν Χριστὸν ἐλθόντα καὶ εἰπόντα αὐτῷ. εὐθ, ῷν ξυοίμοας είς τον ατοατιώτην. ίδου αύριον ακούσεις γενόμενον Παρακοιμώμενον τον υίον σου, και το προάστειον τοῦτο είς μουὴν μεγάλην γενησόμενον πρός δοξολογίαν έμήν και σύ δε αύτος τον ύπερ τούτων μισθόν κομιεῖ. πρωίας δὲ γενομένης, τὸ μήνυμα ήλθεν, και μετ' όλίγας ήμέρας τη θελήσει του βασιλέως καὶ τη έξόδω, ώς εξοηται, τὸ μοναστήριον ολκοδομεῖται καὶ ἐνεθρονίσθη.

49, 1. σὸν γὰρ] Haec varie efferuntur a scriptoribus: Symeon Logotheta ait praestigiatores Alexandro dixisse τὴν ζωὴν αὐτοῦ προσανακεῖσθαι apri statuae in Circo. Neque aliter Leo Grammaticus: τὸ τοῦ συάγρου στοιχεῖον τὸ ἐν τῷ ἐππικῷ σοι καὶ τῷ σῷ ζωῆ προσανάκειται. Zonarae vero accedit Scylitzes: στοιχεῖον γὰρ αὐτοῦ τοῦτον εἶναι προφανῶς, Λέοντι γὰρ ἀντιμάχεται τῷ αὐτοῦ, φασὶν, ἀδελφῷ.

50, 4. ἐπιτρόπους] Gregorius in vita S. Basilii iun. n. 10 παρελθόντος οὖν τούτου τε τὰ σκῆπτρα κατέχοντος Λέοντος, μετ' ἐνιαυτὸν καὶ μικρόν τι πρὸς, καὶ ὁ τούτου αὐτάδελφος μετέστη 'Αλέξανδρος, διάδοχον καταλείψας τῆς βασιλείας τὸν ἐκ τοῦ Λέοντος ἀνεψιὸν Κωνσταντῖνον, σὺν τῆ μητρὶ αὐτοῦ Ζωῆ, νήπιον δὲ κομιδῆ ὄντα ἐκιτρόπους δὲ καὶ φύλακας αὐτῷ ἐπαφῆτε τόν τε 'Λρχιεπίσκοπον Κωνσταντινουπόλεως Νικόλαον, καὶ Ἰωάννην τὸν Μάγιστρον τὸν Γαριδᾶν, καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς, τὴν βασίλειον ἀρχὴν τῷ παιδὶ συντηροῦντας μή τις ἀρπάση αὐτήν.

50, 14. παίδα έτι τυγχάνοντα] Liuthprandus 3, 7 de-Leone Imp. Unicumque filium Constantinum, qui nunc usque superest, et feliciter regnat, parvulum, et ut Graeci

aiunt, alalov, id est mutum et infantem dereliquit.

50, 16. δ μὸν τὸν τοῦ Δούκα etc.] Tyrannidis Constantini Ducae Historiam prae caeteris accurate descripsit. Gregorius in vita S. Basilii iunioris cap. 9. 19. 11. 12. 13 et 14, a quo excusatur, multisque laudibus extollitur, obvitae probitatem et bellicam virtutem.

50, 23. ών είς είναι λέγεται] Quod et testatur in

primis idem Gregorius cap. 10 et 11.

50, 26. τυραννίδι] In huiusmodi Reipublicae mutationibus, sceptrique ab una familia ad aliam per usurpationem aut tyrannidem translatione, sere semper accidebat ut in Imperii provinciis paullo remotioribus, seditiones novique motus excitarentur. Liuthprandus 2, 12: et sicut sieri assolet, primo quo Romanus suscepit Imperium, nonnullae ei gentes, praesertim 'Ανατολικαί, hoc est Orientales, visae sunt rebellare.

51, 21. ἐξέτεμε τὴν κεφαλὴν] Ita Leo Grammaticus, Scylitzes, Logotheta, et alii. At auctor vitae S. Basilii iunioris sagittae ictu in dextra vulneratum primo scribit, continuoque in terram decidisse, posteaque interemptum.

52, 8. έπ Χουσοπόλεως Symeon Logoth. et Scylitzes,

άπὸ τοῦ Δαμαλίου μέχρι τοῦ Λευκατίου.

52, 24. δ δε Βούλγαρος Συμεών] Vita S. Lucae iunioris p. 977: Συμεών γὰρ δ τοῦ Σκυθικοῦ ἔθνους ἄρ-

χων Βουλγάρους αὐτοὺς οἔδαμεν συνήθως καλεῖν etc. Vide quae de Symeone annotamus in Familiis Dalmaticis, ubi Regum Bulgariae seriem et gesta perstrinximus.

53, 13. καὶ τὸν παρακοιμώμενον] Quem Leo et Alexandro et filio Constantino tutorem reliquerat. Liuthprandus 3, 7: quibus ad tuendum palatium, tutandamque rem privatam, ut istic moris est, Eunuchum officio Parachimmenon dedil.

53, 31. Aéovii võ Ownõ] Quem Leo Imp. paullo 99 ante mortem Magnum Domesticum dixerat. Liuthprandus 3, 7: Focam vero domesticum Maiorem, hoc est terrestris ducem exercitus fecit. Deinde, ubi de hac expeditione: Denique tempore quo magnus Imperator Leo migravit ad Christum, Focas praedictus Domesticus terrestris Dux exercitus, contra Symeonem Bulgarorum regem copias duxerat, eique Constantinopolim venire cupienti non inutiliter repugnabat.

54, 22. δοουγγάριος τον πλούμον] Hanc dignitatem nactus fuerat Leone Sapiente imperante, ob singularem animi fortitudinem, quam in caede Leonis potissimum ostenderat. Liuthprandus 3, 6: Unde factum est ut tam pro caeteris quam pro praeclaro hoc praesenti facinore, non multo post a Leone Imperatore tanto donaretur honore, ut omnes naves ipsius essent in manibus, eiusque iussionibus obedirent. Et cap. 7: Romanum autem non claro natalium ortu, sed corporis magnanimitate nobilem, navalis exercitus principem ordinavit.

54, 31. οί μέν οὖν οὕτω ταῦτα φασί] Vide Symeon.

Logoth. n. 10.

55, 11. of δε άλλοιως τὸ πρᾶγμα ιστόρησαν] Atque in iis Liuthprandus eiusce aevi scriptor 3, 8: Cum Bulgaris praeterea pugnanti Focae Domestico, qui et ipse Pater Basileos ardenter fieri cupiebat, in ipso bello iam de hostibus triumphum tenenti, quid a Romano actum sit nuntiatur. Qui mox animo consternatus, nimio dolore compulsus, victoriae signum quo hostes insequebatur, proiecit, terga vertit, et quos prius adverso marte fugarant, prospero postmodum insequuntur: tantaque tunc Argivo-

rum strages efficitur, ut longo post tempore campus plenus ossibus videretur. Omni denique cum festinatione iam nominatus Focas Domesticus Constantinopolim redit, Palatium ingredi cupit, et arte fieri Pater Basileos satagit. Sed quia Consilii vis expers mole ruit sua, et ut Flaccus dicit, Dii rem temperatam provehunt in maius, a Romano Domesticus iste capitur, atque utroque lumine privatur. Bulgaris non minima vis augetur, iisque Graecos depopulandi vicissitudo dupla rependitur. Neque tamen haec cum Zonarae et aliorum scriptorum Byzantinorum narrationibus empino consentiunt.

56, 3. παιδαγωγός] Theodorus, Symeoni Logothetae, Scylitzae, et aliis. Vide Lambecium lib. 3 de Bibl. Caesar. p. 13.

56, 9. καί ποτε του παρακοιμωμένου | Rem paullo secus narrat Liuthprandus 3, 7: Romanus vero, ut non incallidus, audito Imperatorum, hoc est Leonis atque Alexandri, interitu, haud longe ab urbe collecto classium exercitu fugit, atque in insulam parvam iuxta Constantinopolim, ila ut e palatio videri pene posset, ratibus collectis advenit. Ad palatium autem minime transfretavit, laudesque iuxta consuetudinem Porphyrogenilo minime decantavit. Quae res Eunucho Parachimmeno, cunctisque Constantinopoleos Principibus stuporem timoremque non parum attulit. Internuntiis itaque, quid hoc monstri sit quod fegem non adierit, laudesque debitas non solverit sciscitan-His a Romano respondetur, quod propriae vitae timens Palatium declinarit: et udiecit, Quod si Parachimmenos caeteris cum Principibus se non adiret, vilamque iureiurando promitteret, mox se ad Cretensium Saracenorum regem conferrel, regnumque Argivorum sui auxilii fortitudine debellaret. Quod quam callide dixerit exitus declarabit. Igitur quo praefati sumus Principes terrore compulsi, ignorantesque quod lateret anguis in herba, omnes hunc fiducialiter adeunt, quod mandaverat gratuiter cupientes implere. Quos omnes non malo consilio accepto, projectos in sentinam ligat, sicque securus ad urbem magno cum comitatu festinat, hisque quos suspectos habuerat Palatium purgat, sui parentes ibi collocat etc.

τὸ δὲ ἔθνος τῶν Ῥῶς Σκυθικὸν] Leo Diaconus libro 4 Histor. ms. ἐς τοὺς Ταυροσκύθας ἔξέπεμψεν, οὺς ἡ κοινὴ διάλεκτος Ῥῶς εἴωθεν ὀνομάζειν. Hauc porro Russorum in agrum Constantinopolitanum irruptionem, et urbis confinium vastationem attigit prae ceteris Nicetas Paphlago in vita Ignatii Patr. Constantinopol. κατ' ἐκεῖνον100 γὰς τὸν καιρὸν τὸ μιαιφονώτατον τῶν Σκυθῶν ἔθνος, οἱ λεγόμενοι Ῥῶς, διὰ τοῦ Εὐξείνου Πόντου προσκεχωρηπότες τῷ Στενῷ, καὶ πάντα μὲν χωρία, πάντα δὲ μοναστήρια διαρπάσαντες, ἔτι δὴ καὶ τῶν τοῦ Βυζαντίου περιοικίδων κατέδραμου νησίων, σκεύη πάντα ληϊζόμενοι καὶ χρήματα, ἀνθρώπους δὲ τοὺς ἀλόντας πάντας ἀποκτείναντες etc.

58, 14. Δακαπηνὸς] Constantinus Manasses:
τὸν γέροντα τὸν Ῥωμανὸν τὸν ἀπὸ της Δακάπης.
An Lacape nomen sit urbis aut regionis mihi prorsus incertum. Caeterum senex seu senior hic Romanus dicitur ad discrimen Porphyrogeniti. Michael Psellus in Synopsi legum:

μάθε και τον ζητούμενον σήμερον πλέον νόμον,

ον ο πρεσβύτης Ρωμανός είσενεγκε τῷ βίφ.
Meminit Constantinus Porphyrog. in Novella de Fundis Armeniacis τῆς βασιλικῆς τῆς Δακάπης μονῆς, Myrelaei forte ab eo aedificati.

59, 11. τῆς Αὐγούστης Θεοδώρας] Istius et Sophiae, de qua mox, meminit Gregorius in vita S. Basilii iun. n. 23: αὐτὴ δὲ ἢ Αὕγουστα Ἑλένη πρώτη τῶν ἄλλων βασιλίδων ἦν ἡ γὰρ δευτέρα σύμβιος τοὺ πατρὸς αὐτῆς Ῥωμανοῦ Θεοδώρα τελευτήσασα ἦν, ἢ τε Σοφία ἡ τοῦ Χριστοφόρου ἐκείνου τελευτήσαντος κατηνέχθη τῆς βασιλείας.

61, 6. πρὸς Πέτρον] Vita S. Lucae iunioris p. 981: οὐ γὰς πολὺ τὸ ἐν μέσω, καὶ ὁ μὲν ἀλιτήριος Συμεών, καὶ πολλῶν αίμάτων Χριστιανικῶν ἐκχύσεως αἴτιος, ἐξ ἀνθρώπων γίνεται ἐκδέχεται δὲ τὴν τούτου ἀρχὴν Πέτρος, ὁ μὲν αὐτοῦ υίὸς, ρὖχ ὅπως δὲ τῆς δόξης καὶ τῆς οὐ-

σίας, οθτω δή και τῆς ωμότητος και μισανθρωπίας φανείς πληρονόμος, άλλὰ πολλῷ ταύτης άλλότριος.

62, 12. δ Πατριάρχης Τρύφων] Huius memoriam co-

lunt Graeci 19 April. ut est in Menaeis.
63, 8. στόλος δε Ρωσικός Liuthprandus 5, 6 hanc Russorum cladem pluribus narrat. Qui autem suerint Russi, ita mox docet: Gens quaedam est sub Aquilonis parte constituta, quam a qualitate corporis Graeci vocant Russos: nos vero a positione loci vocamus Nordmannos. Lingua quippe Teutonum Nord aquilo, Man autem mas seu vir dicitur.

63, 4, καὶ εζώγρει, καὶ μαχαίρας έργον εγένοντο] Liuthprandus: Graeci vero victoria politi, vivos secum multos ducentes, Constantinopolim regressi sunt laeti: quos omnes in praesentia regis Hugonis nuntii, vitrici scilicet

mei, decollari praecepit.

63, 32. Ἰωάννου τοῦ Κουρπούα] Ioannis Curcuae stemma perstrinximus in Familiis Byzantinis sect. 22, Historiam vero et res ab eo praeclare gestas octo libris complexus est Manuel Protospatharius et Index, ut scribit Anonymus Combefisianus in Romano Lacapeno n. 41. Is Kooπόας dicitur Georgio Monacho.

64, 4. δ δὲ βασιλεὺς] Has eleemosynas pluribus commemorat Anonymus Combessianus n. 44 et idem Georgius

n. 38. 39.

64, 8. καὶ διαδόσεις] Hinc ob liberalitatem laudatur a Liuthprando 3, 5: imperabat vero his (Achivis) tunc temporis memoria satis et laude dignus Romanus Imperator, liberalis, humanus, prudens, ac pius. At Gregorius in vita S. Basilii iunioris n. 24 hunc perstringit ώς χουσομανή, και θηλυμανή, και τὰς τῶν λίτων διαφθείροντα θυγατέρας, licet caetera esset φιλομόναγος, quod postremum testatur Georgius Monachus n. 58.

Basilivos Porphyrogenito n. 25 Basilinivos.

65, 8. ὅπως μὲν οὖν] Ut Romanus a filiis, deincepsque filii a Porphyrogenito sceptro exuti in Monasterium tonsi relegati fuerint, pluribus narrat Liuthprandus 5, 9.

65, 23. δι' ετέρους επεγείρει τῷ πατρί τοὺς υίοὺς]

At hanc in Patrem filiorum coniurationem inscio Constan-101 tino factam scribit Liuthprandus 5, 9: his itaque quatuor imperantibus, Stephanus atque Constantinus fratres, ignorante Constantino Leonis Imperatoris filio, adversus Romanum patrem suum quaedam dolosa machinabantur. Taedebat enim eos, patris severitate opposita, quaecumque vellent facere non licere. Ita illi patris severitatem causabant, quod rursum mox repetit: non ferentes patris iustam severitatem.

66, 4. καὶ τῆς συζύγου] Sed praesertim cuiusdam Diabolini, a quo initae in se coniurationis admon<sup>i</sup>tus est.

66, 6. καί τινας των στρατιωτικών αρχόντων] Hos

fuisse Macedones scribit Liuthprandus 5, 10.

66, 11. ἐξήτησαν εἰς ὄψιν ἐλθεῖν τοῦ πατρὸς] Ut vero quam faceto admodum sermone excepti fuerint a pa-

tre, belle describit Liuthprandus cap. 11.

66, 22. την ζωήν διεμέτρησε] Illius corpus in urbem relatum, et in Monasterio Myrelaei ab ipso aedificato sepultum scribunt alii, ut a nobis observatum in Constantinopoli Christ. ubi ex Codino duo Monasteria in urbe extitisse eiusdem nomenclaturae ex Codino docuimus, quorum alterum Leone M. imperante stabat, cuius meminit Nicephorus Presb. in vita ms. S. Andreae propter Christum Sali (uterque porro vixit sub eodem Augusto), qui haec de illo tradit: καταφεύγει οὖν πρὸς τὸν εὐκτήριον οἶκον τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκον τῷ ἐπονομαζομένω Μυρελαίω, διὰ τὸν τίμιον αὐτῆς χαρακτῆρα βλύζειν τὸ μύρον ὡς ἔλαιον.

67, 6. καὶ λόγοις προσκείμενος] Ad Imperii habenas adhuc puer, vixque septennis pervenerat Constantinus, statimque rerum summam arripuerat Romanus Lacapenus Βασιλεοπάτορος dignitate donatus, usurpato deinde Imperatoris titulo, eoque filiis indulto, quibus etiam Constantinum tandem postposuit, ita ut nullo is (quamdiu vixit) fere haberetur loco: qui, dum ita se res haberent, seu necessitate coactus, seu dissimulata quam in tyrannum, licet socerum, gerebat simultate, libris legendis ac disciplinis ediscendis, atque adeo scriptioni totum se dedidit, quod in primis testatur Liuthprandus 3, 9, ubi illius pietatem ac

studia commendat: Constantinus itaque Porphyrogenitus tum orationi tum lectionibus vacans, totum se Domino commendabat, opere manuum victum quaeritans. Sane την ζωγραφίαν, id est, picturam pulcre exercebat; et 5. 10: ubi de quodam Diabolino: Constantinum denique libris incumbentem ita convenit, ut scilicet uxoris fratrum insidias praeverteret. Suae demum factus potestatis, et ad se unicum reversa Imperii administratione, Philosophiae et Rhetorices studia, caeterarumque omnium et artium et scientiarum studia pene deperdita ita instauravit, ut urbs Imperii primaria viris eruditis, quos ex universo Imperio accivit, abundare coeperit. Quinetiam optimorum scriptorum in omni doctrinae genere exemplaria undique conquisivit, Palatina iis instructa Bibliotheca, qui non tam ipsius quam publico omnium usui dicarentur. Verum cum tantam tamque immensam librorum molem plerosque ab eorum lectione deterrere posse existimaret, ipse, ut Principem docuit, singulorum utilitati consulens, auctores omnes qui idem argumentum tractaverant, ut in unum corpus compingerentur curavit, resectis superfluis, ac selectis ex unoquoque scriptore locis iis quae quisque elegantissime tractaverat. Tales sunt  $\Gamma \epsilon \omega$ πονικών libri ab illo collecti, ut libri titulus et argumentum declarat. Alii non ipsius esse Constantini, sed eiusdem Augusti jussu collectionem istam factam volunt, quam nescio cui Dionysio Uticensi adscribit Nicolaus Guibertus in Assertione de Murrhinis p. 23 cum alii, ut Iacobus Maussacus ad Plutarchum de Fluminibus p. 194 auctoris nomen ignorari omnino contendant. Ita εππιατρικών libros ab eodem esse collectos plerique volunt. Sed et Nonnus Me-102 dicus in libri de morborum curatione procemio Constantini iussu praeceptiones omnes medicas ex variis scriptoribus (horum tamen suppressis nominibus) collegisse se testatur. Similis argumenti, id est Medicinae, liber extat Anonymi in Bibliotheca regia περί διαίτης, seu de ciborum facultate, cuius auctor in praefatione, illius praecepto id se operis aggressum profitetur. Verum his et si qui praeterea eiusmodi libri ad notitiam nostram non venerunt, et magnitudine operis et utilitate longe praestant collectanea historica

in tres et quinquaginta titulos, seu locos communes, ab eodem Constantino, aut illius iussu comprehensa, ex quibus duo duntaxat ad nos pervenere, de Legationibus scilicet, et de Virtutibus et vitiis. Libri vero quos ipse conscripsit, plures editi habentur, quorum aliquot in unum volumen compegit Ioannes Meursius: nam seorsim aliquot alii editi prostant, atque in primis vita Basilii avi Imperatoris publicata primum a Leone Allatio, deinde a Combesisio, qui et eius de imagine Edessena narrationem pariter edidit, ut et Anonymi historiam libris 4 comprehensam a Michaele Theophili filio, in quem desinit Chronicon Theophanis, usque ad Michaelem Methystam, quam quidem ipsius Constantini iussu conscripsisse testatur in libri titulo ac procemio, in quo et vitam Basilii Macedonis ab ipso nepote Constantino mira sermonis elegantia conscriptam testatur. Laudatur praeterea ab Allatio in syntagmate de Symeonibus Sermo de relatione corporis S. Ioannis Chrysostomi in urbem. Multa etiam stricta oratione composuisse testatur hoc loco Zonaras. Ex quibus patet omnino Constantinum non modo fuisse omnibus disciplinis cultissimum, sed et literarum extincta paene studia rursum instaurasse, virosque eruditos, propositis praemiis, ad ea promovenda impulisse.

67, 15. δύσοργος] Contra Graeci ipsi, apud Liuthprandum in legat. Constantinus Imperator, homo lenis, in pa-

latio manens perpetuo etc.

67, 24. ὁ παρακοιμώμενος Βασίλειος] Istius Basilii meminit praeterea Constantinus de Admin. Imp. cap. 43 et 50 et Codinus in Orig. n. 60, ex quibus docemur domum, quae olim Asparis fuerat, possedisse. Vide Lambecium ad eundem Codinum.

67, 27. ἐπιβουλαί] Istius coniurationis meminit Anonymus in vita S. Lucae iunioris p. 996.

68, 20. κατά 'Ρωμαίων ἐκπλεύσαντος 'Ρῶς] Inger ap-

pellatur a Liuthprando 5, 6.

69, 4. ἀθέσμως] Liuthprandus in Legat. Romanus Imperator filium suum Theophylactum Eunuchum Patriarcham constituit: cumque eum Alberici cupiditas non lateret, missis ei muneribus satis magnis effecit ut ex Pa-

pae nomine Theophylacto Patriarchae litterae mitterentur, quarum auctoritate cum ipse tum successores eius absque Paparum permissu palliis uterentur. Ex quo turpi commercio vituperandus mos inolevit, ut non solum Patriarchae, sed etiam Episcopi totius Graeciae palliis ulantur. Quod postremum an omnino verum sit disquirimus in Glos-

sario med. Graecit. in v. ωμοφόριον.

69, 26. Πολύευπτος] Huius memoriam colunt Graeci 5 Febr., ut est in Menaeis: de quo haec prae caeteris narrat Symeon Logotheta in Chron. ms. in Porphyrogen. 6 άνωτάτω είρημένος Πολύευκτος μοναχός, τίμιος άνης καί άγιωτατος, τότε και αποστολικών έσθήτων αποκεκουμμένων εν τινι γωνία της πόλεως δηλωθεισών τῷ βασιλεί, μετά πάσης τιμής και δοξολογίας άνελόμενος αυτάς, τω μεγάλω των άγίων 'Αποστόλων απεθησαύρησε ναώ, καὶ τὰ λείψανα τοῦ Θεολόγου Γρηγορίου ἃ καὶ μερισθέντα, τὰ μὲν ἐν τῷ σημῷ τῷν άγίων Αποστόλων ἐτέθησαν τὰ δὲ ἐν τῷ ναῷ τῆς ἀγίας μάρτυρος 'Αναστασίας.

71, 20. συμβασιλεύσαντος Conferendus Catalogus Im-

peratorum Codino de urbis Orig. subiectus.

72, 28. την Κάνδακα Quam hodie inde Candiam vo-

cant. Vide Gloss. med. Graecit. in γάνδαξ.

73, 1. ἐξελάσων Capta fuerat ea insula sub Michaele 103. Theophili filio, ut est in Actis S. Niconis ad 27 Novemb. rursum vero in Graecorum potestatem rediit sub Romano iuniore. Leo Protospatha: anno 961 capta est insula Cretes a Graecis sub Romano mense Martio. Vide vitam S. Nicolai Studitae p. 891 et Leonem Diacon. lib. 1. Hist.

nondum editae, ubi de Creta expugnata fuse agit.

73, 22. εν ούν Συρία γενόμενος] In hac expeditione Focas sanguinem, qui ex imagine Christi crucifixi Berytensi manaverat, a se inventum, Constantinopolim in Ecclesiam Omnium Sanctorum deferendum curavit anno Chr. 962, uti pluribus observamus in nostra Constantinopoli 1. 4. p. 131 de qua quidem sanguinis Christi et aliarum reliquiarum translatione, habetur tractatus ms. hoc titulo: Nengogov rov άνακτος καὶ ὅπως παρ' αὐτοῦ ἀνεκομίσθη τὸ ἐκ τῆς πλευράς της είκουος δεύσαν αίμα θείον του Σωτήρος

των. In fine vero haec subduntur: εν οίς και μία των πόλεων ονομαζομένη Ίεραπολις εύρέθη έχουσα τον πολύτεμου όλκου του τιμίου και θείου αϊματος και ύδατος, περί ού ημίν και ή παρούσα διήγησις άλλά και ό άγιος κέραμος δ την αφομοίωσιν έγων του δεσπότου και θεου τριών, και έτερα πλείστα των άγιων λείψανα. τουτον οθν τον θησαυρόν εδωρήσατο ήμιν ό δεσπότης Νικηφό-ΦΟς, ανενεγκών έπι την Κωνσταντινούπολιν και αναπαύσας αὐτὸν ἐν τῷ ἰαματοβούτω σηκῷ τῆς ὑπεραγίας δεσποίνης ήμων θεοτύπου τω έν Βλαχέρναις, επέχοντος τοῦ Ἰανουαρίου μηνὸς κό ἐν τῷ ς ῦ ο ε χρόνω, εἶτα ἐπεῖθεν πάλιν μετεκομίσθη ὑπὸ τῶν μεγάλης ἐκκλησίας λογάδων και κληρικών εύλαβών λαμπαδηφορούντων καί φδόντων τὸ χρησίμως καὶ καλώς άρμοσθέν τουτί τροπά-**Θεου,** θεορρύτω αξματι κενωθέντι, δέσποτα κύριε, έκ σης άχραντου πλευράς και ζωοποιού, θυσία μέν πέπαυται ή δολιχή, πάσα δὲ ή γή σοι τῆς αίνέσεως τὴν θυσίαν αναφέρομεν και λοιπόν απετέθησαν τῷ ναῷ τῶν άγίων πάντων είς μνήμην άληστον, είς δόξαν, είς έπαινον του επιθησαυρίσαντος ήμιν τούτο Νικηφόρου άνα-Sic porro istius inventae imaginis historiam narrat Leo Diaconus lib. 10 Hist. ms. έντεῦθεν ἀπάρας ές Φοινίκην κάτεισι, και τάς τε Βαλαναίας το φρούριον αίρει, καί την Βήρυτον πολιορκεί, εν ή και την του σωτήρος εν είπου τη του πολιουπεί, τη με ταύτην έκειθεν ανειληφος, εν τῷ τοῦ σωτῆρος νεῷ, ον ἐκ βάθρων ἐδείματο, παρεππέμπει. λέγεται δὲ περὶ ταύτης τῆς θείας είκόνος εξαίσιόν τι συμβεβηπέναι τεράστιον φασί γὰρ κατά - Εξαίσιόν τι συμβεβηπέναι τεράστιον φασί γὰρ κατά τινα εσιζούν τι συμβερηπεναι τευαυτά Χριστιανών πρεσβετία εστίαν της Βηρύτου ανδρα τὰ Χριστιανών πρεσβεύουτα εστίαν της Βηρύτου ανορα τα παροκείνου είκόνα εξεόμενου απαροκείν, καθ' ην και την δηθείσαν είκόνα εστάν μετη ανορά το παροκείν, καθ' ην και την δηθείσαν είκονα εξεόμεν μετη ανορά ετέραν καν μετη μετη πρόνοιαν λήκτίαν μεταναστεύσαι, και κατά θείαν τινά ποόνοιαν λήοης περισυσστεύσαι, και κατά θείαν τινα περική φέτινά λεθέντα κατά την προτέραν οίκιαν παρειληφέπούς ενώπια την τοῦ σωτήρος σταυ
που τινά βεντα κατά την προτέραν οικιαν πατοπήρος σταυ
που τινά βεντα κατά την προτέραν οικιαν πατοπήρος σταυ
που τινά βεντα κατά την προτέραν οικιαν πατοπήρος σταυ
που τινά βεντα κατά την προτέραν οικιαν πατοπήρος σταυ
που τινά βεντα κατά την προτέραν οικιαν πατοπήρος σταυ
που τινά βεντα κατά την προτέραν οικιαν πατοπήρος σταυ
που τινά βεντα κατά την προτέραν οικιαν πατοπήρος σταυ
που τινά βεντα κατά την προτέραν οικιαν πατοπήρος σταυ
που τινά βεντα κατά την προτέραν οικιαν πατοπήρος σταυ
που τινά βεντα κατά την προτέραν οικιαν πατοπήρος σταυ
που τινά βεντα κατά την προτέραν οικιαν πατοπήρος σταυ
που τινά βεντα κατά την προτέραν οικιαν πατοπήρος σταυ
που τινά βεντα κατά την προτέραν οικιαν πατοπήρος σταυ
που τινά βεντα κατά την προτέραν οικιαν πατοπήρος σταυ
που τινά βεντα κατά την προτέραν οικιαν πατοπήρος σταυ
που τινά βεντα κατά την προτέραν οικιαν πατοπήρος σταυ
που τινά βεντα κατά την προτέραν οικιαν πατοπήρος σταυ
που τινά βεντα κατά την που του σωτήρος σταυ
που τινά βεντα κατά την που του σωτήρος σταυ
που τινά βεντα κατά την που του σωτήρος σταυ
που τινά βεντα κατά την που του σωτήρος σταυ
που τινά βεντα κατά την που τινά βεντα κατά την του σωτήρος σταυ
που τινά βεντα κατά την που τινά βεντα κατά την του σωτήρος σταυ
που τινά βεντα κατά την που τινά βεντα κατά την του σωτήρος σταυ
που τινά βεντα κατά την που τινά βεντα κατά την του σωτήρος σταυ
που τινά βεντα κατά την του σωτήρος σταυ
που τινά βεντα κατά την του σωτήρος σταυ
που τινά βεντα κατά την του σωτήρος σταν
που τινά βεντα κατά την του σωτήρος σταν
που τινά βεντα κατά την του σωτήρος σταν
που τινά βεντα κατά την του συσ του συσ του συσ τινά βεντα κατά την του συσ του συσ του συσ του συσ του συσ του συσ του συσ του συσ του συσ του συσ του συσ του συσ του συσ του συσ του συσ του συσ του συσ του συσ του συσ του συσ του συσ του συσ του συσ του συσ του συσ του συσ του συσ του συσ του συσ του συσ του συσ του συσ του συσ του συσ του συσ του συσ του συσ του συ τινὰ είς την δοτεραίαν ήστιακεναι, συς σταν-σιν άνατας, και στρός ἐνώπια την τοῦ σωτῆρος σταν-ποιν άνατας, και στροός ἐνώπια την τοῦ σωτῆρος σταν-ποιν άνατας, και στο και και και και δοιδορεῖσθαι το του κυστεθριμε Ενην άθρησαντας, θεινως κυνους και τὰ Ενιστονδον τῆς σφῶν θρησκείας και τὰ 11 των Χριστιανών σέβοντα τὸν δὲ ὅρκοις αὐτοὺς βεβαιοῦσθαι, ή μην μη την τοιαύτην είκονα έως του παρόντος θεάσασθαι αὖθις δὲ πρός αὐτὸν τοὺς παλαμναίους έκείνους είπεῖν, Καὶ εί μη τὰ τῶν Χοιστιανούν ὀογιάζεις, ἔργοις ήμας πληροφόρησον, καὶ ταύτην τὴν λόγγην ανειληφώς νύξον το του Ναζαραίου είκονισμα κατά της πλευράς, τὸν τρόπον ὃν οί πατέρες ἡμῶν τὸ πάλαι τουτον σταυρώσαντες ελόγγευσαν. τον δε την λόγγην μεταγειρισάμενον, ώς είχε θυμού, και μάλιστα πληροφορείν έκείνους βουλόμενον, και τὸ περιαπτόμενον αὐτῷ ἔγκλημα κατεπειγόμενον αποτρέψασθαι, νύξαι την της είκονος πλευράν άμα δὲ τῆ προβολῆ τῆς αίχμῆς πλήθος καταρρεύσαι συν ύδατι αίματος τους δε δυσμενείς Ιουδαίους πεπηγέναι τῷ φρικτῷ τοῦ θεάματος, καὶ τῆς φήμης διαδοθείσης τους τὰ Χριστιανών σέβοντας είσπηδήσαί τε των Εβραίων έστίαν, και τιμάν μεγαλοπρεπώς. ταύτην δ βασιλεύς την θεάνθρωπον μορφήν εκείθεν ανειληφώς τω Βυζαντίω παρέπεμψεν, ως μοι ήδη δεδήλωται.

ος και άρχιερείς έπλαττον Hanc Michaelis vesaniam in rebus sacris narrant Nicetas Paphlago in vita Ignatii Patr. Constantinopol. p. 1213, Constantinus Porph. in Basilio n. 21. edit. Combefisii, Continuator Theophanis 4, 38, Symeon 104Logotheta in eodem Michaele n. 18 et alii: quam quidem sub Kalendas Ianuarias a Latinis seu occidentalibus in usu pariter fuisse pluribus docuimus in Gloss. med. Lat. in V. · Kalendae: sed et quoad res sacras, a Graecis hausisse par est credere, cum in Concilio Constantinopolitano 4. act. 9 legati Pontificii Graecis obiecerint in regia urbe improbos Laïcos rerum sacrarum irrisores, et Senatores, superhumeralia gestare, Episcoporumque ritus et ceremonias imitari, etiam vidente nec prohibente Photio Patriarcha, sub ipso scilicet Michaele Imp. Sed id etiam longe ante ista tempora obtinuisse videtur innuere Nicephorus Presbyter in vita ms. Sancti Andreae propter Christum Sali, cuius haec sunt: νυπτός δε επεμβαίνοντες αὐτῷ πένητες άρπάσαντες οί αὐληταὶ ἀπέδυόν τε αὐτὸν, καὶ ἄχοντο τρέχοντες, ἀφιέντες αὐτὸν γυμνόν · οὖτοι δὲ ἡσαν, ὥσπεο οἱ τῆς πό-λεως εἰώθασι καλεῖν, τὰ τοῦ ᾿Αρχιερέως παιδία. Vixit

autem Nicephorus ut et Andreas sub Leone magno, ut ipsemet testatur. De hoc porro Fatuorum festo, uti appellatur in Concilio Basileensi Sess. 21 sub extr. agunt praeterea Cognatus in Hist. Tornac. et Marlotus in Metropoli Remensi ad an. 1509.

76, 20. ὁ τοῦ τυραννοῦντος πατηρ ὁ Φωπας] Quem sic describit Liuthprandus in Legat. Cui (mensae) pater assedit, homo, ut mihi videbatur, natus centum quinquaginta annis: cui itidem, ut filio, Graeci laudibus, immo inventis suis, Deus annos ut multiplicet, conclamant.

76, 22. Λέων] Postmodum Curopalates et Logotheta, quem pariter ita depingit idem Liuthprandus: homo ipse ad personam sat procerus, falso humilis, cui si invisus homo fuerit, manum eius perforabit.

74, 25. κατήγαγε θρίαμβον] Ob tot victorias Νικητής, seu Victor, appellatus, ut ex Symeone Logotheta docemur in Alexandro n. 1 et ex Anonymo Combesisiano in eodem Alexandro n. 1, in Lacapeno n. 44 et in Porphyrog. n. 41.

Kallvinos apud Scylitzem p. 648.

78, 1. ἐν τῆ εἰσόδω τἦ πρὸς τὸ θυσιαστήριον] Rem etiam narrat, sed paullo aliter, Scylitzes p. 648. Observavimus in nostra Constantinopoli Christ. lib. 3. sect. 42. cum solis sacerdotibus bema pervium esset, concessum tamen Imperatori, κατά τινα παλαιάν παράδοσιν, illud ingredi, cum sacra dona oblaturus esset, ex Synodo Trull. can. 69. Hic vero Imperator Focas, post peracta nuptialia sacramenta (ἐν ναφ, ut est in Euchologio p. 385) cum Patriarcha in bema ingressurus, ως έθος αυτώ, ab illo arcetur ab eodem Patriarcha: unde coniici daretur, ea tempestate Imperatorem in bemate sedem suam habuisse. auctor incertus post Theophanem in Leone Armenio p. 439 testatur Imperatores bema ingredi solitos: καὶ προελθών τη Χριστού γεννήσει έν τη έκκλησία, είσηλθεν έν τω θυσιαστηρίω, κατά τὸ ἔθος τῶν βασιλέων etc. Extitere tamen aliquot Ecclesiae, in quarum bemata quibusvis ingredi fas erat, ex nescio quo incerto ac tolerato abusu. Scholion ad Can. 69 Synodi Trullanae: σημείωσαι τὸν παρόντα κανόνα, και φύλαττε τοῦτον καν έγω οὐκ ήδυνήθην κω105λυσαι τους είσερχομένους κοσμικούς είς τὸ αγιον βημα της υπεραγίας μου θεοτόκου της δδηγητρίας, λέγοντας άργηθεν πρατήσαι την τοιαύτην συνήθειαν, έν τε τω άγίω οίκω της θεομήτορος, και έν τω του σωτηρος ήμων Ίησοῦ Χριστοῦ τοῦ ἐν τῆ Χαλκῆ.

78, 9. ελέγετο γάρ ανάδοχος γενέσθαι etc.] Liuthprandus in Legat. de Nicephoro: qui non incongrue silvestri asino comparatur ob vanam et inanem gloriam, incestumque dominae et commatris suae conjugium. Nicephorus periurio atque adulterio regni apicem est adeptus.

- 79, 1. Μανουήλ Πατρίπιον] Annum istius cladis notat Lupus Protospatha; anno 965 introivit Manuel Patricius in Siciliam, et ibi mortuus est. Liuthprandus in Legatione, triennio post obita: scribit etiam praefatus Hippolytus Graecos non debere Saracenos, sed Francos conterere, qua lege Saraceni animati, ante triennium cum Manuele Patricio, Nicephori nepote, iuxta Scyllam et Charybdim in mari Siculo bellum parant, cuius immensas copias cum prostravissent, ipsum comprehenderunt, capiteque truncum suspenderunt.
- 79, 2. τῆ δέ γε Τάρσω καὶ τῆ Μοψουεστία] Μορѕиestiae expugnationem a Nicephoro Phoca fuse narrat Leo Diaconus lib. 4.
- 81, 3. τοῦ Βαπτιστοῦ] Cedrenus pariter μέρος τι τοῦ ίματίου τοῦ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου, ὅπερ εὖρεν ἐν τῆ Βερgola εναποπείμενον, Constantinopolim attulisse Nicephorum Phocam narrat. At scriptor vitae Nili iunioris hisce temporibus proximus p. 122 in Creta insula, in Presbyteri cuiusdam domo, a Centurione quodam Sancti Ioannis vestem repertam videtur innuere, a quo ille persoluto quingentorum aureorum pretio postmodum redemerit. Ait quippe Centurionem (ξκατόνταρχον) obtulisse Sancto Nilo πενταnoclove youdloove, insuperque cum iureiurando confirmasse. ότι ούκ είσι μου ταυτα έξ άδικίας, άλλ' άπὸ τοῦ έμοῦ σπαθίου ήνίκα γαο εκρατήσαμεν της Κρήτης, εύρήκαμεν παρά τινι Πρεσβυτέρω επ' άληθείας το ενδυμα του Προδρόμου, έκ τριχών καμήλου τυγχάνον, και περί τον τρά-

λήγοι ψηαλή εκοι. ομεό γαβορι ο η ακάδιος εμείνος αμακ

τό χουσίον έμοι παρεχώρησεν.

82, 23. ξώκει γὰς το πὰν τῆ στρατιώτιδι μεταχειρίσει ἐπιγραφόμενος] Liuthprandus in Legat. sic Graecum loquentem inducit: Constantinus, inquit, Imperator, homo lenis, in Palatio manens, — Nicephorus vero Basilius homo ταχύχεις, id est militiae deditus, Palatium ceu pestem abhorret, et vocatur a nobis prope simultatis amator, alque argumentosus, qui non pretio sibi gentes amicas, sed terrore et gladio sibi subditas facit.

83, 1. Θεῖοι κανόνες] Vide eundem Zonaram ad Can.

13. epist. 1 S. Basilii ad Amphilochium.

84, 10. ὑπονοστῶν ἐξ ᾿Αντιοχείας] Expeditionem hanc in Agarenos, quae sub anno 968 accidit, attigit Liuthprandus in Legat. quarta feria ipsius Hebdomadae Nicephorus Constantinopolim egreditur, in Assyrios profecturus.

καὶ γέγονε λιμὸς ἰσχυρὸς] Hacc αὐτόπτης narrat Liuthprandus in Legat.: est et aliud quod nunc Nicephorum
compulit copias in Assyrios educere: Argorum enim omnem
regionem instans tempus, Deo iubente, eousque fames attrivit, ut neque tritici duo Papienses sextarii aureo comparentur, hocque ubi ubertas quasi regnat. Hanc pestem
nivibus cooperantibus ita dilatavit, ut messionis tempore,
quidquid ubique terrarum annonae erat, minimo dato pretio, possessoribus eiulantibus, congregarit. Quod cum
iuxta Mesopotamiam faceret, ubi frugum copia muribus
absentibus creverat, arenae maris multitudini annonae
multitudinem coaequavit. Igitur cum vili hoc commercio
turpiter fames ubiubi desaeviret, octoginta millia mortalium, obtentu militiae, secum congregavit, quibus per continuum mensem, quod uno emerat aureo, duobus vendidit.

85, 27. κατά τὸ παλαιὸν ἔθος] Festum quo haec fiebat processio, indicat Leo Diaconus lib. 4. hist. ms. πρόκενσον δὲ κατά τὴν τοῦ σωτῆρος ἀνάληψιν, κατὰ τὸ εἰθισμένον, ἔξω τειχῶν, ἐπὶ τὴν καλουμένην Πηγὴν, ποιησαμένου τοῦ βασιλέως νεῶς δὲ ταύτη περικαλλὴς τῷ Θεοτόκφ δεδόμηται etc. Istius praeterea Imperatoriae προελεύσεως εἰς Πηγὰς meminit Liuthprandus in Legatione,

cuius apparatum et pompam ita describit: his ergo tribus Hebdomadibus habuit Nicephorus extra Constantinopolim metastasim, id est stationem in loco qui dicitur ɛls Πηγὰς, id est ad Fontes, eodemque me venire praecepit. Sed an ea sit cuius hic meminit Zonaras, haud omnino constat. Vide nostram Constantinopolim lib. 4, ubi de hoc templo agimus.

87, 19. Σφενδοσθλάβον] Cuius meminit Constantinus Porphyrog. de Adm., lmp. cap. 9. Wenceslaum ita efferunt

Graeci scriptores.

87, 22. Καλόκυφον] Is est, ni fallor, Calocyrus Patricius cuius meminit Lupus Protospatha sub an. 982.

106 87, 27. γέγονε δὲ etc.] De hoc terrae motu sub Nicephoro Phoca agunt Excerpta quaedam Historica ex cod. reg. ὅτι ἐπὶ τοῦ Φωκᾶ τοῦ κυρίου Νικηφόρου τοῦ βασιλέως ἔκλειψις ἡλίου περὶ χειμῶνα ἐγένετο· καὶ πάλιν ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ σεισμὸς φοβερώτατος τῷ δὲ σεισμῷ καὶ ὅμβρος ἄμετρος ἐπηκολούθησεν ἐπὶ ὥρας τρεῖς, καὶ πάλιν ὅμβρος τεθολωμένος σύμμικτος τέφρα.

88, 21. βασιλιπούς σιτώνας] Horrea publica, de quibus egimus in Constantinopoli lib. 2. sect. 10. Ea conflagrasse Theodosio iuniore imperante scribit Socrates 7, 39,

ubi τὰ μέγιστα τῶν ὡρίων vocantur.

89, 26. σφαῖραν ἀφῆκε κατὰ πρανοῦς] Proverbium quod, ni fallor, omisere Paroemiographi: quo referri possunt ista ex Gellio 6, 11 de cylindro: Sicut, inquit, lapidem cylindrum, si per spatia terrae prona atque deruta iacias, causam quidem ei et initium praecipitantiae feceris, mox tamen ille praeceps volvitur, non quia tu id iam facis, sed quoniam ita sese modus eius, et formae volubilitas habet.

90, 3. ὅκει δὲ κατὰ τὸ Θέμα] Haec verba absunt ab uno e mss. reg. habentur vero in duobus aliis cum defectus nota, et in quarto: ubi Θέμα videtur esse Forum Theodosiacum, vel tractus ita ad illud forum appellatus, uti indicavimus in nostra Constantinopoli lib. 1. p. 80.

90, 11. Βουχολέων] De Bucoleonte multa congessimus in Notis ad Villharduinum, et in Constantinopoli Chri-

stiana: tantum addo, ad urbium portas apponi solitas eiusmodi Leonum et Bucularum statuas marmoreas colligi posse

ex Continuatore Theophanis lib. 3. n. 34.

91, 2. πύριε βοήθει] Scylitzes p. 662 ait Nicephorum tum dixisse, πύριε έλέησον, Θεοτόπε βοήθει. Formula precationis, vel etiam adprecationis, Graecis perfamiliaris. S. Athanasius in Apologia ad Constantium Aug. καὶ πᾶς ὁ λαὸς εὐθὺς μιᾶ φωνῆ ἐβόα, Χριστὲ βοήθει Κωνσταντίω. Apophthegmata Patrum in Macario n. 19 ἐὰν δὲ ἐπίπειται πόλεμος, πύριε βοήθει. Idem Scylitzes p. 781 Χριστὲ βοήθει, in praeliis inclamatum testatur. Interdum etiam Deiparam invocabant, hac formula, Θεοτόπε βοήθει, ut apud Scylitzem: Τheophanes an. 26 Copronymi p. 325 καὶ εἴ που τις συμπίπτων, ἢ ἀλγῶν, τὴν συνήθη Χριστιανοῖς ἀνῆπε φωνὴν, Θεοτόπε βοήθει, ἢ παννυχεύων ἐφωράθη, ἢ ἐπκλησίαις προσεδρεύων, ὡς ἐχθοὸς τοῦ βασιλέως ἐκολάζετο. Sed de utraque formula vide quae adnotamus in Dissert. de inferioris aevi numismatibus n. 28 et 30.

91, 6. ἐξέπεσε] Anonymus Salernitanus parte 7: sed dum haec agerentur, Pandulfus, de quo praemisimus, Princeps, dum apud Constantinopolim vinctus moraretur, atque ipse iam fatus Nicephorus Imperator eum plus cruciaret, subitanea mors illi Imperatori evenit. Nam cum esset iustus et iure legis servator, Theophana crudelissima sua uxor propter suae cupiditatis ardorem una cum Ioanne Simulchi (Tzimisce), eo qui illo tempore Ducatum gerebat, crudeliter illum necaverunt, et Imperium

ipse Ioannes accepit.

91, 18. ἐξ ὧν ξξ καὶ μῆνας τοσούτους] Scribit Liuthprandus in Legat. in Sibyllinis illis Graecorum libris, in quibus scriptum reperiebatur quot annis Imperator quisque victurus erat, seu imperaturus, Nicephorum septennio dun-

taxat victurum praenuntiatum.

91, 19. τῶν Ῥωμαϊκῶν] Nicephori Phocae porro staturam et corporis formam sic depingit Liuthprandus in Legat. Ante Nicephorum sum deductus, hominem satis monstruosum, pygmaeum, capite pinguem, atque oculorum parvitate talpinum, barba curta, lata, spissa, et semicana foe-

datum, cervice digitali turpatum, prolixitate et densitate comarum satis iopam, colore Aethiopem, cui per mediam 107nolis occurrere noctem, ventre extensum, natibus siccum, coxis ad mensuram ipsam brevem longissimum, cruribus parvum, calcaneis pedibusque aequalem etc. quae quidem nescio an conveniant cum Leone Diacono lib. 3. hist. ms. ubi sic Phocam depingit: την δὲ ἰδέαν τοιόσδε τις ην όψις αὐτῷ πρὸς τὸ μέλαν πλέον ἢ τὸ λευκὸν ἀποκλίνουσα κόμη δε βαθεία και κυανή οφθαλμοι μέλανες έπι συννοίας πεφροντικότες, δασείαις ταϊς δφρύσιν ύποκαθήμενοι δίς μέσως έχουσα λεπτότητος και παχύτητος ήρέμα συμπεραινομένη γρυπότητι . ὑπήνη σύμμετρος ἀρεὰν παρά τὰς γνάθους προβαλλομένη τὴν πολιάν άγκύλεος την ήλικίαν και στιβαρός ευρύτατος το στέρνον και ώμους ώς μάλιστα την μέντοι άνδρείαν και δώμην κατά τον θουλλούμενον Ήρακλην φρονήσει δε καί σωφροσύνη καὶ τοῦ τὸ θέον ἀνεπισφαλῶς ἐπιφράσας ... πάντων κατευμεγέθει των κατ' έκείνου την γενεάν γεγενημένων ανδρών.

subiecti.

92, 8. παρὰ τοῦ Πολυεύκτου] Id ipsum ita refert Balsamon ad Can. 12 Synodi Ancyranae: τῷ παρόντι κανόνι χρησάμενος ὁ ἀγιώτατος ἐκεῖνος Πατριάρχης Πολύευκτος πρῶτον μὲν ἐξώθησεν ἐκ τῶν ἰερῶν περιβόλων τῆς ἀγιωτάτης τοῦ Θεοῦ μεγάλης ἐκκλησίας τὸν βασιλέα κύριον Ἰωάννην τὸν Τζιμισκῆν, ὡς φονεύσαντα τὸν βασιλέα κύριον Νικηφόρον τὸν Φωκᾶν · ΰστερον δὲ ἐδέξατο. εἰκε γὰρ μετὰ τῆς ἀγίας συνόδου ἐν τῆ γενομένη τηνικαῦτα συνοδικῆ πράξει τῆ ἐν τῷ Χαρτοφυλακείω ἀποκειμένη, ὡς ἐπὶ τὸ χρίσμα τοῦ ἀγίου βαπτίσματος τὰ πρὸ τούτον ἁμαρτήματα ἀπαλείφει, οἶα καὶ ὅσα ἂν ώσι, πάντως καὶ τὸ χρίσμα τῆς βασιλείας τὸν πρὸ ταύτης γεγονότα φόνον παρα τοῦ Τζιμισκῆ ἔξήλειψιν. Canon porro Synodi eius-

modi est: τοὺς πρὸ τοῦ βαπτίσματος τεθυκότας, καὶ μετὰ ταῦτα βαπτισθέντας, ἔδοξεν εἰς τάξιν προάγεσθαι, ὡς ἀπολουσαμένους.

95, 2. ως διχῆ τμηθηναι] Nota sunt quae de Godefrido Bullioneo dicunt historici, atque in iis Albertus Aquensis 3, 65. Petrus Tudebodus p. 789 et Will. Tyrius 4, 6: qui scilicet unum de hostibus protervius instantem, licet lorica indutum, per medium divisit etc.

100, 28. τοῦ στρατηλάτου άγίου Θεοδώρου] Hausit a Leone Diacono, qui Ioannis Tzimiscae res gestas pluribus

prosecutus est.

102, 18. εἰκόνα τῆς Θεομήτορος] Addit idem Leo Diaconus in Hist. ms. τὴν τῆς Θεομήτορος εἰκόνα ἐναγκα-λισμένην τὸν Θεάνθρωπον Λόγον, ἣν ἐκ Μυσίας εἴληφεν, ubi caeteros triumphi Zimisciani apparatus pluribus prosequitur.

102, 26. τον ναον του σωτήρος Χριστου etc.] In qua quidem aede S. Ioannis Baptistae capillos postmodum deposuit, ut narrat Leo Diaconus lib. 10 hist, ms. de loanne Tzimisce: ένταῦθα φρουρίω προσβάλλει, τῷ τῆ Σύρα φωνῆ καλουμένω Μεμπετζέ, δ΄ καὶ πολέμω, καὶ ταῖς παντοδαπαίς μηχαναίς παραστησάμενος, τὰ τοῦ σωτήρος Χριστου σανδάλια έκεῖσε άνευρηκώς, άνείληφεν ώς τι δώρον ούράνιον, καὶ τὰς τοῦ σεβασμίου δὲ Προδρόμου τρίχας του Κήρυκος και τὰ μὲν αὖθις ἐν τῷ περιπύστῷ τῆς Θεομήτορος σηκώ, τω κατά την άνακτορικήν έστίαν δεδομημένω απέθετο, ως τινα πολύολβον θησαυρόν τας δὲ έν τῷ τοῦ σωτῆρος νεῷ, ὃν αὐτὸς ἐκ βάθρων ἀνήγειρεν. Meminit praeterea istius aedis a Tzimisce conditae Michael Psellus lib. 5 hist. ms. δ δὲ αὐτοπράτωρ λαμπρὸς πάνυ καὶ ὑψηλὸς προυκάθητο τῆς οὕτω λεγομένης Χαλκῆς φυλακής, μετ' αὐτοῦ δή τοῦ θείου τεμένους, δ ο μέγας έν108 βασιλεύσιν Ίωάννης ὁ μετὰ Φωκᾶν Νικηφόρον έδείματο. Falso igitur haec Nicephoro Phocae adscribunt excerpta Historica ex cod. reg. ὅτι ἐν τῷ Μέμπιτζε εὖρεν ὁ βασιλεύς Νικηφόρος τὰ τοῦ σωτήρος ἡμών Χριστοῦ σανδάλια, και τας σεβασμίας του Προδρόμου τρίχας και τα μέν έν τω ναω των Βλαγερνών κατέθετο, τας δε έν τή

τής Χαλκής ναφ, τῷ παρ' αὐτοῦ ἐκ βάθρων ἀνεγερθέντι. Alia de hac aede observamus in Constantinopoli Christ.

103, 28. βασιλείω] Qui Νέος dicitur Balsamoni ad Can. 1 Synodi Constantinopolitanae sub Photio: aliis vero, Πορφυφογέννητος, ad discrimen Basilii Macedonis Imp. Versus inscripti Menaeis, quae illius nomen praeferunt:

ἄναξ ὅλης γῆς, ῆλιος τῆς πορφύρας, Βασίλειος, τὸ θρέμμα τῆς ἁλουργίδος, κράτιστος ἀμφοῦν καὶ τροπαίοις καὶ λόγοις.

Ita etiam πορφυγέννητος dicitur Michaeli Psello in Synopsi

legum sub finem.

111, 14. αὖτη δ' ἐστὶν ἡ Τριαδίτζα] Leo Diaconus lib. 10 hist. nondum editae: κατὰ τὴν Σαρδικὴν ἐπεχωρίασεν, ἢν καὶ Τραλίτζαν ἡ Σκυθικὴ συνήθεια κέκληκεν. Infra Τριαδίτζαν vocat.

112, 12. ἐπὶ τὰ Μανδραβόλου] Vide Apostolium centuria 8. n. 95 et Maussacum ad Harpocrationem p. 148.

115, 19. καὶ τοῦ παρ' ἐκείνω δομηθέντος σεμνείου etc.] Istius Monasterii meminit Michael Psellus lib. 1 hist. ms. ubi de eodem Basilio: καὶ πάντα τρόπον ὁπόσα εἰς κάκωσιν έκείνω και συμφοράν έμηχανᾶτο ποιείν άμέλει και ην έκεινος έδειματο λαμπροτάτην μονήν, Βασιλείω τω πάνυ άναθέμενος, ἐπώνυμον τῆς ξαυτοῦ κλήσεως, μεγαλοποεπώς μεν κατεσκευασμένην, και πολλή δαπάνη χειρός το ποικίλον μετά του καλού έγουσαν, άφθόνοις δέ γορηγίαις τὸ πλέον τοῦ αὐταρκοῦς ἀποκληρωσαμένην, ἔβούλετο μέν έκ θεμελίων καθαιρήσειν το δέ της πράξεως άναιδες ευλαβούμενος, το μεν έκειθεν άφήρει, το δε κατέσειεν, τὰ ἔπιπλα, τὰς ἐφηρμοσμένας λίθους τὸ δ' ἄλλο τι ποιών τοιουτότροπον ούκ ανίει, αχρις οδ φροντιστήοιον εί δει χαριεντισάμενον είπειν, το μοναστήριον δέδρακε, δια φροντίδος τιθεμένων των έν αυτώ, Όπως αν ξαυτοίς τὰ ἀναγκαῖα πορίσαιντο. Atque illud est Monasterium S. Basilii, de quo egimus in nostra Constantinopoli.

116, 30. η γάρ λάθετ' η οὐκ ἐνόησεν] Hemistichium

Homericum ex Iliad. 1, 533.

119, 7, παυηγύρεως] Ludorum verterat interpres,

nundinarum reposuimus, quod sequentia suadent. Vide Gloss, med. Graecit.

119, 11. 'Αξίω ποταμώ] Ioannes Tzetzes Chil. 10. cap.

316 "Aξειον quosdam perperam scribere observat:

Παίονες δε οί Βούλγαροι, μή πείθου τοις βουβάλοις, άλλους τινάς τους Παίονας νομίζειν παρά τούτους,

ος "Αξιον νομίζουσιν έτερον τῷ Βαρδάρη,

καὶ "Αξειον, οὖκ "Αξιον, φασὶ, γραφῆ διφθόγγφ. Idque Homeri auctoritate probat. De Axio et Bardario diximus in Notis ad Historiam Comnenicam.

119, 12. Βαρδάριος] Vide Gloss. in Βαρδαριώται.

120, 20. οι μάργαροι] Vide Gloss. in Μάργαρος.

122, 6. καὶ δνήσκει] Lupus Protospatha: Anno 1015 apparuit cometa mense Februarii, et Samuel rex obiit, et filius eius regnavit. Mox: Anno 1016 occisus est filius praedicti Samuelis ab eius consobrino filio Aroni, et regnavit ipse. Ubi cod. al. a Fierada eius consobrino filio Arronii. Consule Familias nostras Dalmaticas.

123, 22. την απασαν Boulyaglav loannes Tzetzes

Chil. 10. cap. 326

άχρι τοῦ αὐτοπράτορος πρατίστου Βασιλείου, δς παντελώς συνέτριψεν ἐπείνων τὸν αὐχένα, παὶ δούλους τούτους τέθεικε τῷ τῶν Ῥωμαίων πράτει. Adde cap. 318.

124, 8. ἐπρώτευε Protopapas Palatii. Vide Gloss. med.

Graecit. in Ποωτοπαπάς.

124, 10. τὰ τῶν Κοαβάτων ἔθνη] Ut Croatia et Sirmium in Graecorum potestatem venerint, et ut caeso per insignem perfidiam Sermone, Sirmii domino, a Constantina Diogene, qui missus a Basilio fuerat ad debellandos Croatas, illiusque uxor in urbem sit adducta, narrat pluribus Scylitzes p. 717. At quod Diogeni ille, Lupus Protospatha Bugiano, seu Βοιουάνη tribuit, sub an. 1024. Et trans-109 fretavit Bugianus in Curbatia, et comprehendit ipsam Principissam uxorem Cosmici. Al. Cisigni.

124, 14. Ξιφίας] Alius a Xiphia Italiae Catapano, cuius ille fortasse filius fuerit. Lupus Protospatha an. 1006. Descendit Xiphea Catapanus in civitate Bari. Nam is

obiit anno sequenti in Italia. Idem an. 1007 defunctus est praedictus Catapanus in civitate Bari. Xiphiae vero, cuius hic meminit Zonaras, defectio cadit in annum 1022, ut est apud Scylitzem.

124, 23. ὁ τῶν ᾿Αβάσγων ἡγεμών ὁ Γεώργιος] Vide

Constantinum de Adm. Imp. cap. 46.

124, 29. καὶ πρὸς Σικελίαν Scribit Scylitzes Basilium molitum expeditionem in Siciliam, Orestam quemdam de fidissimis suis Eunuchis praemisisse cum magnis copiis: deinde post extinctum Basilium revocatum e Sicilia ob imperitiam in re militari, et missum in Italiam cum imperio: quod et attigit Lupus Protospatha: anno 1028 descendit Oresti Chetoniti mense Aprilis. Idem anno seq. venit Eustachius cum Basilico et Mandatora, et elegit Catapanum Christophorum; et Orestes praedictus ascendit in Constantinopolim cum Bugiano etc., ubi Chetoniti idem valet ac Gr. Koutovitus, Cubicularius, Praefeetus sacri cubiculi, quae dignitas spectabat potissimum Eunuchos. Revocatus est rursum ex Italia, et ei subrogatus Leo Opus, cui concreditae pedestres copiae, quod ad an. M. 6542, Chr. 1034 refert idem Scylitzes. At Lupus Protospatha Leonem in Italiam venisse anno 1027 auctor est: anno 1027 Despotus (leg. Leo Opus) Nicus in Italia descendit cum ingentibus copiis Russorum, Wandalorum, Turcarum, Bulgarorum, Blachorum, Polonorum, Macedonum, aliarumque nationum, ad Siciliam capiendam. Captum est autem Rhegium, et ob civium peccata destructum est a Vulcano Catapano, et Basilius Imperator abiit anno secundo. Itaque Graeci recesserunt die S. Martini. Iam vero Basilius vivens renuntiavit imperio, sibi substituens Romanum, cui uxorem dedil Zoam filiam suam.

125, 3. ἐπ' ἔτεσιν ὀπτω Alius cod. τέσσαρσι.

125, 12. τῷ Τζημισκή] Sepultus porro fuit Basilius lmp. in aede seu Monasterio S. Ioannis Evangelistae in Hebdomo, unde illius corpus translatum postmodum Selybriam a Michaele Palaeologo Imp. ut narrat Pachymeres 2, 21 et lib. 7. cap. ult. qui priore loco meminit versuum illius tumulo adscriptorum, quos ex cod. reg. 3130 hic damus:

άλλοι μὲν ἄλλοι τῶν πάλαι βασιλέων τόπους προηυτρέπησαν εἰς ταφὴν ξένους ἐγὰ δὲ Βασίλειος, πορφύρας γόνος, εἴσειμι τύμβον ἐν μέσω τῆς ἐβδόμου, καὶ σαββατίζω τοὺς ἀμετρήτους πόνους, οὺς ἐν μάχαις ἔστεγον, οὺς ἐκαρτέρουν, ἀφ' οὖ γὰρ βασιλέα Θεὸς κέκληκέ με, οὐ γάρ τις εἶδεν ἡρεμοῦν ἐμὸν δόρυ, καὶ μαρτυροῦσι τοῦτο Σκύθαι καὶ Πέρσαι, σὺν οἶς Ἰσμαὴλ, "Αβασγος, Ἰβὴρ, "Αραψ.

126, 10. γυνακί δὲ νέος ὧν συζυγείς Ἑλένη etc.] Michael Psellus in Epist. inedita ad Constantinum Monomachum Imp. de Constantino Basilii fratre: γήμας δὲ προτέραν θυγατέρα τινὸς τῶν ἐν τέλει, κάλλει διαπρεπή καὶ καλλιτεκνότητος ἐξ αὐτῆς γεγονυίας, οὐ Σκιπίωνα τεκούσης, Φάβιον, οὐδὲ Τερτίαν τινὰ Πυθικοῦ ἔμπλεον πνεύματος, ἀλλὰ Χάριτας ὡς ἀληθῆ ταῖς θρυλλουμέναις ἐκείναις ἰσαρίθμους καὶ ἀνθαμίλλους, καὶ τῷ θείω τούτω ἀριθμῷ τὸ τῆς γονῆς περιορίσας φιλότιμον etc.

126, 15. ὧν ἡ μὲν πρεσβυτέρα Ευδοκία] Idem Psellus: καὶ τούτων τὴν πρεσβυτέραν, ἀρρενωπότε δὲ ἢ μᾶλλον θειότερόν τι φονήσασαν, καὶ ἀγγέλων ἐντεῦθεν συναριθμηθῆναι ἐθελήσασαν τάγματι, τὴν βασιλικὴν ὄντως110 στολὴν ἀμφιέννυσι, καὶ τῷ θείῳ νυμφίω νύμφην εἰσάγει ἀκήρατον, καὶ ταῖς παστάσι ἐγκαθιδρύει ταῖς κρείττοσι.

128, 9. συνηφμόσθη τῆ Ζωῆ] Lupus Protospatha: Anno 1029 mortuus est Constantinus Imp. in vigilia S. Martini et se vivente imposuit in sede sua Romanum et dedit ei uxorem Zoam filiam suam.

128, 22. οἰχονόμους] Vide Gloss. med. Graecit. in Οἰχονόμος.

131, 20. πράκτωρ ἀντὶ κρατοῦντος ἐγένετο] Psellus in laudata Epistola ad Monomachum, de Argyro: ἀπαραίτητός τε τὸ ὀφειλόμενον εἰσεπράττετο, καὶ ἐν δαπάναις τὸ χρεωστούμενον κατεβάλλετο. Infra: ἐντεῦθεν γνώμαις φαύλαις συνομιλῶν, καὶ διανοίαις συνδιαιτώμενος κακοήθεσι, μετεβλήθη τὴν ψυχὴν, καὶ πρὸς πράξεις τὸν λογισμὸν ἡλλοίωσεν οὐ καλάς.

156, 20. Mιχαηλ] Michael Paphlago primus Zoes coniux.

157, 4. διὰ τὴν τριγαμίαν] Theodorus Balsamon ad Nomocanonem Photii tit. 13. cap. 1 ἀπὸ τοῦ παλαιοῦ νόμου τρεῖς γάμοι ἐπιγινώσκοντο ἐπὶ δὲ τῶν ἡμερῶν τοῦ βασιλέως κυρίου Λέοντος τοῦ Φιλοσόφου γέγονε σχῆμα (leg. σχίσμα) εἰς τὴν ἐκκλησίαν μέσον τῶν ἀρχιερέων οἱ πλείους γὰρ οὐ παρεχώρουν τὴν τριγαμίαν, καὶ ἔφθασεν ἡ διαίρεσις μέχρι καὶ τοῦ υίοῦ αὐτοῦ τοῦ βασιλέως κυρίου Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου ἐξηνέχθη τηνικαῦτα τόμος ὁ λεγόμενος τῆς ἐνώσεως, διαλαμβάνων πότε ὁ τρίτος γάμος παραχωρεῖται, καὶ πότε οὕ. Addit deinde eiusmodi tomum haberi in scholiis ad 4 Canon. S. Basilii.

157, 24. ταῖς βασιλίσσαις χαριζόμενος] Nam non modo Zoe Monomachi coniux Augustae titulum servavit, sed et Theodora soror. Utramque innuit Ioannes Euchaitorum Epi-

scopus, Imperatorem alloquens:

έπειτα ταίς σαίς πανσεβάσταις Αυγούσταις.

lnfra:

καὶ τὰς Αὐγούστας ὡς συνέργους λαμβάνω. Sed et Theodorum una cum Zoe imperitasse non semel innuit:

δισσαῖς ἀνάσσαις αὐταδέλφαις Αὐγούσταις δώρημα κοινὸν έξ ένὸς δούλου τόδε.

Rursum de Zoe:

ἔχουσα συλλάμπουσαν ἐκ τοῦ πλησίον άλλην σεαυτήν, τὴν ἐμὴν μὲν δεσπότιν, σὴν δ΄ αὐταδέλφην γνησίαν, καὶ φιλτάτην, ἡ συμμερίζη τοῦ κράτους τὰς ἡνίας.

159, 20. ἡμιγάμω] Concubinas uxorum loco non modo habitas, sed et uxores concubinas dictas, docuimus in Gloss. med. Lat. in V. Concubina; unde apud S. Augustinum tract. 2 super Ioann. cap. 7 et Columbanum in epist. 5 adulterium fieri dicebatur cum concubina, perinde ac cum uxore legitima.

160, 4. ή Αὐγούστα προσήει] Sic mss. ubi Wolfius: Malim ή βασιλίς, nam Scleraena et Augusta et ἐρω-

μένη fuit.

160, 11. ο Μανιάκης Γεώργιος Res a Georgio Maniace in bellis variis praeclare gestas multis prosequitur loannes Scylitzes p. 727. 731. 737. 738. 739. 741. 743. 753. 756 et 853 et ex eo Ioannes Bollandus ad Historiam corporis S. Agathae ab eodem Maniace Constantinopolim ex Sicilia transmissi, scriptam a Mauricio Catanensi Episcopo, a quo in rebus bellicis expertissimus dicitur. De eo etiam agit Lupus Protospatha sub an. 1038. 1041 et 1043, quo illius rebellionem ita attigit: mense Septembri reversa est civitas Barum in manu Imperatoris, et descendit Pardus Patricius cum multo auro, quem Maniaches fecit occidi, seque Imperatorem ab omnibus appellari, et mense Octobri venit Barum, minimeque illum recepit. Mense vero Febr. descendit Theodorus Canus Magister et Catapanus, et Maniaches praedictus perrexit Dyrrhachium. Agunt etiam de Maniace Gauffredus Malaterra, Leo Ostiensis, Ordericus Vitalis, et alii laudati in Notis ad Alexiadem p. 227 et 339.

160, 15. πολεμησείων] πολεμήσων ms. reg. et ita legendum censebat Wolfius. Duo alii priorem lectionem

retinent.

162, 24. Μιχαήλ ὁ Κηφουλάφιος] Hic ille est qui118 virus haereseos in Apostolicam sedem acrius evomuit post Photium, cum ad conciliandam Ecclesiam Leo IX Pontifex Cancellarium suum Humbertum Episcopum Silvae Candidae et Petrum Archiepiscopum Amalphitanum Legatos ad Monomachum misit anno 1054. Historiam narrant Leo Ostiensis lib. 2. Chron. Casin. cap. 89 et aiii scriptores rerum Ecclesiasticarum, ac prae caeteris Cardinalis Baronius, et Leo Allatius in Dissertat. 2 de libris Ecclesiast. Graecor. et in libro de utriusque Ecclesiae consens.

164, 13. of de ye Maredóves] Anonymus Barensis in Chron. An. 1058. Ind. 1 rebellavit Torniki cum Makedonis et Botatze consocraneo suo, perrexit Constantinopolim, ut faceret se Imperatorem. Argyro Magistro exivit sub nocte cum aliquanti Franci, et Graeci, et fecerunt ei damnum maximum. Postea comprehensus est ipse Torniki a Monomacho, et iussit eum caecare, et Batatzi caecati sunt ambos.

στηρίων, οὐκ ἐναντιοῦται τῷ κανόνι· τὰ γὰρ πολλὰ μοναστήρια ως εν λογίζονται, διὰ τὸ κατ' ἐπίδοσιν περιελ-

θείν είς Παντοκράτορα.

196, 5. πολύς την γλώτταν] Eloquentissimus reposuimus, pro homo verbosus, uti verterat Interpres, quem inde multis exagitat Allatius in Dissertat. de Psellis p. 38. Porro Michaelis Pselli verba sunt: πολλάκις δὲ τὴ βολῆ τῆς λόγχης ἐπλ τὰς ἄρκτους καὶ τὰς ἐλάφους χρώμενος καὶ συνεχῶς ἐπανατείνων την δεξιὰν, ψυχρῷ πνεύματι βάλλεται την πλευρὰν, καὶ τότε μὲν οὐ πάνυ κατάθηλος ἡ πληγὴ ἐγεγόνει τῆ δ' ἐφεξῆς ὁιγώσαντα πυρετὸς διαδέγεται etc.

196, 17. Κωνσταντίνον] Anonymus Barensis: Anno 1060. Ind. 13 Comminiano voluntarie dedit (forte cedit) Domino suo Constantino Dukizzi, et induit sibi habitum

Monachicum.

198, 23. Δουκίτζης] Ita appellatur in Chronico Anonymi Barensis loco laudato. Vide Familias Byzantinas in Ducaena familia.

200, 2. Δάννουβιν] Ita Wolfius: at regii duo Δά-νουβιν, duo alii Δούνναβιν habent. Dunnuvium dixit Lactantius in libro de Moribus persecutor. n. 18.

200, 14. περὶ δὲ Χοιροβάκχους] De hoc oppido diximus ad Alexiadem Annaeam p. 340 et ad Cinnamum p. 440.

Ib. τῆς μὲν πόλεως ἔξεδήμησε] Dum in hac expeditione versaretur, exorta, ni fallor, ista seditio vel rebellio, in urbe, quam attigit Eudocia coniux in praefatione ad lonia, cuius mox mentionem agemus, ubi disciplinarum ac studiorum, quae tum in ea florebant, laudes prosequitur: ὁρῶμεν μὲν γὰρ ὡς αὐτῆς φανείσης (τῆς παιδείας) ἡ στάσις πέπαυται, καὶ αί τῆς εἰρήνης διαλλαγαὶ βέβαιαι ἀδιστάκως ἐγένοντο. Ubi ad marginem codicis ms. haec describuntur: τὴν τοῦ Παλατιανοῦ στάσιν λέγει, καὶ τὴν τοῦ ἀκολάστου Μαϊουμᾶ, οἱ τῆ βασιλεία ἐπιθέμενοι, ἀπόντος τοῦ φιλοχρίστου βασιλέως, οῦς ὁ σοφώτατος ᾿Ασσωρίνος 115παρακλήσει τε καὶ προστάξει τῆς ἐλλογιμωτάτης βασιλίδος ὁητορεύσας, τῆς ἐπιθέσεως κατέπαυσε καὶ τοῦ ἐμφυλίου πολέμου περὶ οὖ καὶ Παλατιανοῦ μνείαν ἐποιήσατο.

Meminit porro Scylitzes variarum insidiarum in Constantinum Ducam structarum, tametsi earum auctores non nominet.

200, 29. κατὰ τὴν εἰκοστὴν τοίτην] Extat inter Pselli Opuscula in cod. reg. fol. 93 Monodia in hunc terrae motum, hoc titulo: εἰς τὸν σεισμὸν τὸν γεγονότα τῷ εἰκοστῷ τοίτη τοῦ Σεπτεμβοίου μηνὸς τοῦ Προδρόμου.

200, 32. ὅτε καὶ τὸ κατὰ Κύζικον Ἑλληνικὸν κατέπεσε τέμενος] Vide quae ad Philonem de septem mundi

miraculis commentatur Leo Allatius.

201, 1. καὶ ὁ ἐν Νικαία τῶν άγίων πατέρων ναὸς] Nicaeana maior Ecclesia, S. Sophiae, perinde ac Constantinopolitana, dicata, Sanctorum Patrum Ecclesia dicitur, ob coactos in ea Sanctos Patres in primo Concilio Nicaeno, sed et in secundo. Nescio porro an ad istius Sophianae Ecclesiae ruinam referri debeat Pselli λόγος εἰς τὴν τῆς άγίας Σοφίας σύμπτωσιν, qui describitur in cod. operum Pselli regio fol. 63, an vero ad terrae motum, quem sub Alexio accidisse scribit Zonaras, tametsi non legimus eo concussam vel labefactatam aedem Sophianam Constantinopolitanam.

201, 8. Ἰωάννης ὁ Ειφιλίνος] Vide quae de eo ob-

servamus ad Annam Comnenam p. 267.

201, 24. την μέν βααιλείαν καταλέλοιπε τοισίν υίέσιν] Scribit Psellus in Hist. Constantinum Ducam tres filios et duas filias ante adeptum imperium habuisse, quorum filiorum secundus mortem obiit patre tum imperante: alter Michael postmodum Imperator: tertius vero Andronicus. Filiarum prima vitam Monachicam amplexa est, etiam superstes, cum idem Psellus scribebat: altera viro nupsit, Dominico forte Sylvio Venetorum Duci, uti docuimus in Famil. Byzantinis: nam coniugis familiam silet Psellus. Post adeptum vero Imperium Constantinus Porphyrogenitus natus est, quem duobus locis Constantium, alibi Constantinum vocat idem scriptor.

201, 25. ή σύνοιπος Εὐδοπία] Michael Psellus in Hist. nondum edita tradit bis nuplias iniisse Constantinum Ducam adhuc privatum: ac primo quidem cum nobili orta genere, ut quae ἦν παῖς ἐπείνου, ὂν τὸ μὲν χωρίον ἡ

Θάλασσα ήγεγκεν, ή δὲ Ῥώμη πανταγοῦ τῆς οἰκουμένης ἐκήρυξε, quibus vocibus e Dalassena familia fuisse innuit: proinde filiam Constantini Dalasseni, qui sub Michaele Paphlagone vixit, cuius quidem Constantini Constantinus Ducas gener dicitur a Scylitze et a Zonara, unde cum de primis hisce nuptiis sileant iidem scriptores, Eudociam alteram Ducae conjugem filiam Dalasseni perperam scripsimus in nostris Familiis Byzantinis. Eudociae vero genus et familiam non prodit Psellus: sed hanc Macrembolitissam cognominatam docuimus in Familiis Augustis Byzantinis, in Addit. quaeque singularis fuit eruditionis, quod testantur quae in Bibliothecis asservantur illius opera, in quibus legere contigit ex Colhertea vastum illud opus, quod Ἰώνια inscripsit, et Romano Diogeni Imperatori alteri coniugi dicavit, hac praeposita Epigraphe: Εὐδοκίας τῆς Μακοεμβολιτίσσης βασιλίδος Κωνσταντινουπόλεως Ίώνια, ήτοι Συναγωγή Θεῶν, Ἡρώων τε καὶ Ἡρωϊνῶν γενεαλογῶν, καὶ τῶν περί αὐτοὺς μεταμορφώσεων, μύθων τε καὶ άλληγοριῶν τῶν περί τοὺς παλαιοὺς εύρισκομένων, ἐν ή καὶ περί διαφόρων σοφών, προς τον Φιλόχριστον καὶ ευσεβέστατον Βασιλέα 'Ρωμανον τον Διογένην, Νικητήν, Τροπαιούχον. Opus, inquam, multifaria rerum varietate refertum, quodque immensam Principis feminae eruditionem, et assiduam librorum lectionem testatur, tum, ut ipsamet ait, ex propria bibliotheca, tum aliunde magnis sumptibus comparatorum: οίσπες εσπαργανώθη έκ της τιμαλφεστάτης ήμῶν βιβλιοθήκης έρανισαμένη, ή τινι καὶ πολλά των βιβλίων προσέθηκα έκ διαφόρων μοι χωρών συναθροισθέντα μελέτη καὶ δαπάνη πολλή. Tum addit hocce opus adiungendum 116caeteris quae hactenus confecerat: της σης τοίνυν βασιλείας πρινάσης επδοθήσεται, και μετά των άδελφων παρέσεται. Ubi ad marginem haec describuntur: μετά των άδελφων παρέσεται λέγει ότι και άλλα τινά συνέθετο ή αοίδιμος βασίλισσα, τόν τε Πλόκαμον τῆς Αριάδνης ἐπικώς, καί τας των γυναικών χρείας, καί τι δεί τας βασιλίδας άσκεῖν, ἐν πεζῷ λόγφ, χρήσιμόν τι χρῆμα, καὶ περί διαίτης μοναζόντων, ὅπες καὶ νῦν καθ' ἡμας ἐν τῷ τῆς Προκονήσου σεμνείφ σώζεται. Caelerum in Ioniis nonnulla

sunt quae ex Suida exscripsit iis locis ubi de scriptoribus agit, siquidem is vixit sub loanne Zimisce, quod ipsemet

videtur innuere in v. 'Αδάμ.

201, 27. καὶ τὸν ἀνδοόνικον] Quem et Imperatorio titulo donatum cum duobus aliis fratribus mox scribit. Proinde iste est Andronicus cuius mortem deplorat in Monodia Psellus in cod. reg. hoc titulo: μονωδία εἰς τὸν βασιλέα κύριον ἀνδοόνικον τὸν Δούκαν, in qua βασιλέως νίὸς dicitur. Deinde satis innuit una cum fratre imperasse, hisce verbis: κεῖται βασιλεὺς, ἵνα καὶ πάλιν τὸν αὐτὸν λόγον ὅσπερ ἐκ περιόδων ἐρῷ, ἐκ σπαργάνων μὲν σχεδὸν τὸ βασιλεύειν λαχών, κατάλληλος δὲ τῷ κράτει γενόμενος, ubi observanda νοκ σχεδὸν, solus enim Constantinus tertius filius Porphyrogenitus fuit. Denique in Andronici elogio, quod sub extremum Historiae apposuit idem Psellus, exerte Imperatorem appellat, hisce verbis: χαριέστατος οὖτος ὁ βασιλεὺς etc.

202, 15. τοῖς δὲ λόγοις οὐχ ὡμιληκῶς] Contra Scylitzes: τοῖς δὲ λόγοις ἔξόχως προσκείμενος, ὄφελον, ἔλεγεν, ἐκ τούτων ἢ τῆς βασιλείας ἐγνωριζόμην. Nisi forte

legi debeat loylois.

202, 16. nal rovs loylous] Quo referri debent quae Eudocia coniux ait in praesatione ad Ἰώνια, ubi ita Romanum Diogenem alloquitur: καὶ τοῦτό γε τοῖς πολλοῖς ἄλλοις, τοίς εὐφρανουμένοις σε είς τὰ βασίλεια ἐπανήξοντα, τροπαιούχε βασιλεύ, συγκαταριθμήσεσθαι εὔελπις εἰμί. ούχ οπως γαρ την βασιλείαν εὖ διοικουμένην εὑρήσεις 20 κατ' έμε, άλλα και την πόλιν πάση άρετη και ήθεσι χοηστοίς κεκοσμημένην παιδεία τε, φημί, ής ουδέν τιμιώτερον, τη δε των λογίων ανδρών αναγνώσει, και τη τῶν σπουδαίων μελέτη, ήτις δίκην 'Αδώνιδος κήπου παντοδαποίς ανθεσι ευώδεσι βρύοντος, τη καλλονη των αρετών αύτην ενηγλάϊσαν εφάμιλλον τῷ Μακεδονικῷ άστει τῷ πολλοὺς ἐσχηκότι λογίων ἀνδρῶν γενομένην, καὶ πάντα τρόπον τὰς πάλαι κλεινὰς 'Αθήνας, ὧν τὸ κλέος οὐρανόμηκες, ἐζηλωμένην. οὕτω γὰρ ἡ παιδεία καλῶς τὰ πάντ' ἐπανορθοῦν οίδε, ώστε και τὸ βάρβαρον σβεννύειν, και τὸ εὐφραδές τῆς φωνῆς ἀνακαινίζειν, καὶ πάντα κατὰ

κόσμον δυθμίζειν δύνασθαι, ήσπες ὄργανον αι τῶν λογίων ἀνδρῶν ὁσημέραι παραινέσεις δι' ἀναγνώσεως τῶν τὴν τῆς ψυχῆς ἀπαιδευσίας ἀποσπώντων, καὶ κατάληψιν σταθερὰν ἐμφυτευύντων· καὶ τὸ δ' οὐ μόνον ἐν τῆ τῶν πόλεων βασιλίδι, ἀλλὰ καὶ ἐν πάση τῆ Ἑλλάδι· φιλεῖ γὰρ τὸ ὑπήκοον φύσει τῆ τοῦ ἡγεμόνος γνώμη διαιτᾶσθαι ἀεὶ, πρὸς αὐτὸν ὡς ἐπὶ σκοποῦ στοχαζόμενον. Ex quibus colligere licet quanto studio literarum ac disciplinarum in urbe primaria, atque adeo in universa Graecia, instaurationem aggressus fuerit Constantinus Ducas, sed et Eudocia uxor post illius excessum, dum sola cum filiis rerum potitetur. Hinc vox illa Constantini, cuius supra memini, apud Psellum in hist. et ex eo Zonaram: τοῖς δὲ λόγοις ἐξόχως προσκείμενος, ερελον, ἔλεγεν, ἐκ τούτου ἢ τῆς βασιλείας γνωρίζεσθαι.

205, 23. πρατήρων] Hunc locum explicamus in Gloss.

med. Graecit. in v. ποτήριον.

206, 30.  $\tau \tilde{\eta}_S$   $\mathcal{O}_{evyl\alpha_S}$  Constantinus lib. 1 Themat. cap. 1 ait Anatolicum Thema habitatum fuisse a quinque gentibus, Phrygibus videlicet, Lycaonibus, Isauris, Pamphylis et Pisidis: continuisse vero partem Phrygiae Salutariae et Phrygiae Capatianes.

έτους ένισταμένου Anno Chr. 1070.

209, 29. 'Inóviov] A quo expugnatum fuerit lconium diximus in serie Iconiensium Sultanorum in Historia Byzantina illustrata part. 1 p. 354.

210, 1. συνέτεινε τὴν ποφείαν] Expeditionem istam Romani Diogenis ad Antiochiam et Ciliciam videtur intelle117xisse loannes Tzetzes in Epistola ad Patrensem Metropolitanum: καὶ αὐτὸς γινώσκεις τὴν ἐκστρατείαν τοῦ κραταιοῦ ἡμῶν αὐτοκράτορος τὴν πρὸς Κιλικίαν καὶ ἀντιοχείαν. Vixit enim Tzetzes hac tempestate.

210, 4. Χατατουρίω Ita appellatur a Scylitze: Χουτατάριος a Nicephoro Bryennio lib. 1. n. 22. Seriem Ducum Antiochenorum damus in Familiis Ultramarinis, necdum editis.

210, 15.  $B\lambda\alpha\chi\epsilon\varrho\nu\tilde{\omega}\nu$ ] Eadem verba habet Scylitzes p. 833.

211. 3. ή έν Χώναις πολιτεία Ita Scylitzes την έν Χώναις πολιτείαν dixit. Chonae vero olim Palassae dictae. urbs Episcopalis Laodiceno Metropolitano subiecta, ut est apud Nicetam in vita S. Ignatii Patr. Constantinopol. ob Templum S. Michaelis Archangeli, magnitudine, pulcritudine et mirabili artificio insigne celeberrima: de qua ita Nicetas ipse Choniates, in Manuele lib. 6. n. 1 ασικνεῖται εἰς Χώνας, πόλιν εὐδαίμονα καὶ μεγάλην, πάλαι τὰς Παλασσὰς, τον έμου, του συγγραφέως, πατρίδα, και τον Αργαγγελικου νεών είσιων μεγέθει μέγιστον και κάλλει κάλλιστον οντα, καὶ θαυμασίας χειρός απαντα έργον εκείθεν έξελάσας etc. Et in Isaacio lib. 2. n. 2 de eodem Templo: άλλα καὶ τὸν νεων τοῦ ἀρχιστρατήγου Μιχαήλ ὁ ἄνομος ούτος διαφήκεν έμπρησαι, έργον μέγιστον καί περίπυστον όντα, και ύπερβαίνοντα ές κάλλος, και την είς μηπος έκτασιν τὸ εν τη βασιλίδι πόλει τοῦ καλλιμάρτυρος Μωχίου τέμενος. Constantinus Porph. lib. 1. Them. 3, ubi de Themate Thracesio: Κολόσσαι, αί νῦν λεγόμεναι Χῶναι, οὖ ἐστι ναὸς διαβόητος τοῦ ᾿Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Celeberrimum nempe fuit et famosum S. Archangeli Michaelis Chouense Templum, ob miraculum in Archippo illius Mansionario patratum, cuius historia passim extat apud Metaphrastem, hoc titulo: διήγησις τοῦ γενομένου θαύματος παρά τοῦ Αρχαγγέλου Μιχαήλ etc. et apud Pantaleonem Diaconum et Carthophylacem magnae Ecclesiae, hoc titulo, περί του Προσμοναρίου Αργίππου, και του θαύματος των ποταμών εν Χώναις, in codd. reg. 2455 et 2459.

212, 1. δ και τοῦτο κακὸν οιώνισμα] Sic mss. Wol-

fius legendum putabat, καὶ τούτω, scilicet Diogeni.

212, 13. 'Ρουσελίω] Ita Scylitzes: at Nicephorus Bryennius lib. 2. n. 4 Οὐφσέλιον vocat, ut et Latini scriptores, de cuius gestis et familia pluribus egimus ad eundem Bryennium p. 310.

212, 23. Μανζικιέρτ] De hoc oppido quaedam etiam observamus in Notis ad eundem Bryennium, qui consulendus ad ea quae hic narrat Zonaras.

215, 27. αἰχμάλωτος] Accidit haec clades mense Iulio an. 1072. Ind. 10, ut est apud Anonymum Barensem.

216, 7. ως έθος] Continuator Theophanis lib. 3. n. 24, ubi de Theophilo Imp. quem ab hostibus capiendum exemit Manuel: ἐτρώθη τὴν ψυχὴν δ ἀνὴρ, βασιλέα Ῥωμαίων αίγμάλωτον γενέσθαι, και των έγθρων υποπύδειον. Vide Notata ad Nicephorum Brvennium lib. 1. n. 17. Neque tamen id Saracenis peculiare fuisse docemur ex Chronico ms. Georgii Hamartoli in Michaele Balbo, qui devicto Thoma tyranno, τον τράχηλον αὐτοῦ κατὰ την ἀρχαίαν συνήθειαν πεπατηκώς, και ακρωτηριάσας αύτου χείρας καὶ πόδας, καὶ οὖτως ἀνασκολοπήσας, civili bello post triennium finem imposuit. Sed et legimus apud Theophanem, Cedrenum, et nostrum Zonaram, Constantinum Copronymum, captis Apsimaro et Leoutio, iisque in Circum traductis, eorum colla pedibus calcasse: καὶ ἐπάτησε τὸν τράγηλον αὐτῶν ἄγρις ἀπολύσεως τοῦ πρώτου βαΐου. Apud Scylitzem p. 637 legimus Constantinum Porphyrogenitum Apolasaerum, Chabdani Tarsensis Amerae cognatum, captum in praelio a Nicephoro Phoca, θρίαμβον ποιήσαντα, κατά τοῦ τραχήλου calcavisse.

217, 8. υπέρτιμος Ψελλός] De Hypertimi titulo quae118dam annotamus in Gloss. med. Graecit. Wolfius, vir honoratissimus, verterat, reposuimus Hypertimus, cum sit nomen dignitatis. Is porro Psellus Constantinus vocatur a
Scylitze p. S35, qui emendandus videtur: ἡσαν δὲ ὅ τε
Παλαιολόγος Νικηφόρος ὁ Ὑπέρτιμος καὶ τῶν Φιλοσόφων Ὑπατος Κωνσταντίνος ὁ Ψελλός. Interserenda enim
particula καὶ ante ὁ Ὑπέρτιμος, quam vocem per honestissimo loeo natus perperam vertit Interpres. Ita etiam Constantinum p. 846, ubi Zonaras paulo înfra Michaelem vocat.

217, 18. Δοκίαν] Tres mss. reg. Δόκειαν. Alter "Αδαναν. Δόκιαν χωρίον Δαρβιδούν versus Armeniam memorat Anonymus Combesisianus in Romano Lacapeno n. 12.

217, 23. Kolomivou Crispini gesta et familiam singulari dissertatione prosequuti sumus in Notis ad Nicephori Bryennii Histor. lib. 1. n. 24.

218, 6. εἰς "Αδαναν] Lupus Protospatha: anno 1069 Romanus Diogenes, qui cum praedicto Michaele privigno suo tenebat Imperium, fraude praedicti Michaelis pri-

vigni sui apud quamdam civitatem Armeniae comprehensus et caecatus est.

218, 21. ἐπέμφθη ψῆφος βασίλειος Psellus postquam narravit ut Diogenis libertatis nuntius in urbem venit, quam sua ipsius manu scripta epistola ad Eudociam significavit, θόρυβος οὖν (inquit) εὐθὺς καὶ διαδρομαὶ περὶ τὰ βασίλεια, των μεν θαυμαζόντων τὸ γεγονὸς, των δε απιστυύντων τῷ πράγματι ἀπορία γὰρ καὶ ἡ βασιλὶς συνείχετο, αλ ἀμφίβολος ἡν ὅ τι καὶ δράσειεν, ἐν μέσοις τοῖς ἀποφουμένοις και αυτός γεγονώς, και πάντων προτρεπομένων μοι τὸ συμφέρον είπεῖν, καὶ μάλιστα δὲ τοῦ καλλίστου μοι βασιλέως προσκειμένου καὶ συναναγκάζουτος, έγω μέν απεφαινόμην μη δείν αυτον έπι τη βασιλεία προσδέξασθαι, άλλ' ἐκ μέσου ποιεῖν, καὶ πανταχοῦ πέμπειν προστάγματα την άρχην τούτω απαγορευόμενα, όπες τοῖς μὲν λυσιτελές εδόκει τοῖς καθεστηκόσι. τοῖς δ' ἄλλο τι εδέδοκτο. Εν τούτω δε των πραγμάτων όντων, δ βασιλεύς Μιγαήλ περί ξαυτώ δείσας, και την του Διογένους ύποπτεύσας ωμότητα, βουλήν βουλεύεται ασφαλεστάτην ξαυτώ, είποι δ' αν τις, και συνετωτέραν αποτρέχει της μητρός, καὶ ξαυτώ γίνεται. τοῖς τε ἐξανεψίοις συμβούλοις χρησάμενος, φημί δε τοῖς υίξσι τοῦ Καίσαρος, τοὺς περί τὴν αὐλην φύλακας οίκειοῦται. Id ipsum repetit in Epistola ad eundem Diogenem postquam excaecatus fuit, de Michaele Imp. "Ηλγησεν ακούσας την ψυχην, έστέναξε μέγα, έθρήνησεν, έκόψατο, περιπαθώς etc. μη απιστήσης μοι γράφοντι, ου ψευδής δ λόγος, ουδέ πρός γάριν, άλλ' άληθης, καὶ φωτός τηλαυγέστερος.

219, 13. μητροπολίτην Σίδης Ἰωάννην] Id ipsum prodit Balsamon ad can. 4 Concilii Cálchedonensis, ubi ait Episcopos interdum ab Imperatore publicae rei administrationi praefici posse, δια γαο τοῦτο, ως ἔοικε, καὶ ὁ Μητροπολίτης έκείνος ὁ Σίδης ἀπαρεμποδίστως τὰ τῆς βασιλείας οίκονόμει προσώπω τοῦ βασιλέως κυροῦ Μιχαήλ

τοῦ Δουκός.

220, 2. δ γὰρ βασιλεὺς παιδαριώδεσιν ἐσχόλαζε πράξεσι] Infra: δ γαρ βασιλεύς περί λόγους ήσχόλητο, καί λάμβους συντιθέναι πρός του Ψελλου εδιδάσκετο. Eadem

habet Scylitz. Id porro testantur tot Michaelis Pselli scriptae tum versibus iambicis tum politicis, atque adeo soluta oratione in Epitomen disciplinarum fere omnium redactae, eidemque inscriptae lucubrationes, de quibus copiose egit Allatius in laudata dissertatione: ex quarum altera, illa scilicet quam Synopsin legum inscripsit, discimus Psellum a Constantino Duca Imperatore superstite Michaeli filio praeceptorem datum; sic enim illa concipitur in editione Bosqueti: τοῦ σοφωτάτου Μιχαήλ τοῦ Ψελλου καὶ Υπερτίμου Σύνοψις των νόμων δια στίχων ιάμβων και πολιτικών πρός τον βασιλέα Καίσαρα Μιχαήλ τον Δούκαν, έκ προστάξεως του πατρός αὐτου καὶ βασιλέως. Εο vero pacto effecit parens ut hisce studiis, dum minus etiam idoneus Michael vacat, πρὸς ἄπαν ἔργον ἀδέξιος καὶ ἄπρακτος effectus sit, inquit Zonaras. Hinc Procopius lib. 1 de Bello Gotthico cap. 2. Proceres Gotthos Amalasunthae Theodorici regis uxori graviter succensuisse scribit, quod Athala-119ricum filium praeceptoribus literis imbuendum tradidisset, et oportere longe potius ut in re bellica futurus animosus gloriaque insignis, amoto doctorum metu, armis exerceretur. Sed quibus potissimum disciplinis Michaelis animum informarit Psellus, vel potius quas ille praesertim calluerit, ipsemet Psellus indicat in Historia nondum edita: αλλ' ξοοιτό τις, τίνα τῷ βασιλεῖ παιδικά, καὶ οἶς ἂν ἀγλαζζοιτο. βιβλία σοφίας παντοδαπούς, λόγων γαρακτήρες σοφών, άποφθέγματα Δακωνικά, γνωμολογίαι, καλλιοημοσύνη συνθήκης, δ ποικίλος των λόγων σχηματισμός, η των ίδεων έξαλλαγή, ή καινολογία ή ποιητική του λόγου κατασκευή: προ δε τούτων άπάντων, δ προς φιλοσοφίαν έρως, τὸ της αναγωγης ύψος, η της αλληγορίας μεταβολή. ού γαρ οίδα εί τις βαθυγνώμων έτερος έγεγόνει των βασιλέων, η προς εκαστον των ζητουμένων ευθυβολώτατος. Infra: καὶ γὰο φιλοσόφοις συνετάζεται, καὶ μετὰ δητόρων εἰπών τι περί ζεύγματος καί έμφάσεως καί μετα όπτικών, περί αποστάσεως ακτίνων και διαστάσεως, αλληγορείν δε δεήσαν, πολλάκις τον συγγραφέα ύπερεβάλλετο, ον δή καί καθηγητήν ποὸ πάντων είλετο, καὶ ἐπὶ πᾶσιν ἐδημοσίευε τούνομα. ιάμβων δὲ μὴ προσχών μέτροις σχεδιάζει τούτους, εί και μή ἐπιτυγχάνων τὰ πολλὰ τοῦ δυθμοῦ, ἀλλ'

ύγιαίνουσαν την έννοιαν εκδιδούς.

220, 11. ὁ γὰο Σουλτὰν] Ac tum primum Turci ad Bithyniam usque pervenere, quod Sibyllae oraculo praedictum volebant Constantinopolitani. Ioannes Tzetzes Chil. 9. cap. 288.

καί περί Διογένους δε εφοίβασε καί Τούρκων,

καὶ τὰ λοιπὰ ἐάσωμεν, λέξωμεν δὲ βραχέα.

δή τότε Βιθυνόν γαΐαν λύκοι οἰκήσουσι,

Ζηνὸς ἐπιφροσύνησι, κακὸν δ' ἐπιβήσεται ἄνδρας, ἄνδρας οὰ Βύζαντος ἔδος καταναιετάουσιν.

223, 32. Έλένην] Consule Notas nostras ad Annam

Comnenam p. 229, 233, 234.

224, 22. τοῦτο τὸν βασιλέα] Quin etiam tradit Lupus Protospatha Michaelem, audita Botaniatae rebellione, venisse in Apuliam an. 1080 et auxilium petiisse a Roberto Guiscardo Duce contra eundem Botaniatam: quod certe simillimum vero non videtur.

224, 25. ἐκ τοῦ Φωκᾶ τὴν τοῦ γένους ἔλκειν σειρὰν νομιζόμενος] Εχ Phocis igitur Botaniates natalium originem arcessebat, quorum gens perillustris fuit, ut quae
Imperatorem Nicephorum Phocam protulerit, et ex eo viros
dignitatibus et bellica laude eximios, quorum elogia perstrinximus in Familiis Augustis Byzantinis, qua quidem tempestate Φωκάδων familiam summa potentia ad sua usque
tempora floruisse testatur Basilius Bulgaroctonus Imp. in
Novella, quae describitur in Iure Graecoromano to. 2. p. 173.

225, 23. γεφύρας] De hoc ponte diximus in Constan-

tinopoli Christ. lib. 4. sect. 14.

236, 10. Ἰωάννου τοῦ Ξιφιλίνου] Extat in cod. regio Michaelis Pselli Oratio funebris in eundem Xiphilinum.

226, 13. προεχειρίσθη Πατριάρχης Κοσμάς μοναχὸς] Similia habet Scylitzes p. 860. Hierosolymitanum cognominatum esse tradit auctor Catalogi Patr. CP. in Iure Graecorom. ad discrimen forte Cosmae Attici dicti, sub Manuele Comneno, ubi Pontificatum gessisse an. 5. menses 6 scribitur, cum dignitatem abdicasset. Causam vero abdicationis refert Auna Comnena lib. 3. Alexiad. p. 79.

227, 3. Kouthoumous Scylitzes p. 861.

227, 21. ἐπίασι τῶν ἀνακτόρων τοῖς πρὸς τὸν ἀνίσχοντα ἥλιον] Scylitzes: κυριεύουσι δὲ τῶν ἀνακτόρων ἐξ ἐφόδου etc. quibus verbis Magnum Palatium intelligitur, quod ad Orientem urbis extitit.

227, 30. Δαζάρου Vide Gloss. med. Graecit. in Δά-

ζαρος.

120 228, 12. ἐπεὶ δ' ἐν τοῖς βασιλείοις] Anonymus Barensis: Anno 1078. Ind. 1. Elevatus est Imp. Nikiforo Botaniati, mense Martii, et deposuit Michail Imp. et tulit uxor eius sibi uxorem, fecitque eum Monachus, et fecit vocare Basilahy et Brioni. Haec admodum barbara, ut caetera eiusdem scriptoris.

228, 29. νωβελίσιμον Vide Gloss. med. Graecit.

229, 1. καλαβούην] Vide idem Gloss. in Βούσις, et Dissertat. de Hebdomo hisce notis subjectam.

229, 9. of Βάραγγοι] De Varangis copiose egimus in Notis ad Villharduinum, et ad Alexiadem.

229, 16. μητροπολίτης Έφέσου \ Vide Allatium de

Psellis p. 41.

229, 27. ἐν τῷ τοῦ Μανουηλ μονῷ] De Manuelis Monasterio agimus in nostra Constantinopoli Christ. lib. 4. p. 158.

230, 1. Νικηφόρος ὁ Βασιλάπιος] Cuius rebellionem et fortunam pluribus enarrant Nicephorus Bryennius in Histet coniux Anna Comnena lib. 1 Alexiad.

235, 5. την μητέρα] Anna Dalassena, de qua in Fa-

miliis Byzant.

235, 6. ἐκ τῆς μονῆς τοῦ Κανικλείου] Τοῦ Νικολάου scribendum ex Anna Comnena monuimus in Notis ad eius Alexiadem p. 246, ubi docuimus intelligi debere Oratorium S. Nicolai quod intra Magni Palatii septa aedificavit Basilius Macedo, quodque idem videtur cum Monasterio S. Nicolai Sanctimonialium, et Πατριαρχική γυναικεία μονή τοῦ ἀγίου Νικολάου appellatur in Typico ms. τῆς Κεχαριτωμένης, ubi exerte statuitur in tractu aedis Sophianae.

236, 8. Μελισσηνόν] Melissenorum familiae meminit Anonymus in vita S. Nicolai Studitae p. 944. Plura etiam de ea congessimus in Familiis Augustis Byzantinis p. 173. 236, 20. ἐτησίας δόσεις ἀνέκοψε] Vide Notas ad Alexiadem p. 270. Caeterum quidquid deinceps de rebus ab Alexio Imperatore gestis narrat Zonaras, pluribus exposuimus in Notis ad Alexiadem Annaeam, proinde hic duntaxat delibabimus quae auctori nostro illustrando necessaria videbuntur.

236, 22.  $El\varrho\eta'\nu\eta\nu]$  Fuit Irene Ducaena, Alexii Imp. uxor, Ioannis Ducae Caesaris neptis, filia vero Andronici Ducae Protoproedri, Protovestiarii, et Magni Ducis Scholarum Orientis. Ita inscribitur in Typico ms. Monasterii  $\tau\eta\varsigma$  Kezaqu $\tau\omega\mu\acute{e}\nu\eta\varsigma$  ab Irene conditi. Obiit autem Andronicus, ut ibidem habetur, 14 Octobr. cum sub vitae exitum Monachicum habitum induisset, Antonius appellatus. Huic uxor fuit Maria nobilis Bulgara, quae sub vitae pariter exitum sumpta Angelica veste Xene appellata est, obiitque 21 Novemb. Michael vero Irenes frater obiit 9 Ianuarii: Ioannes frater alter moriens Monachica veste sumpta Antonius appellatus est. Denique Theodora Sanctimonialis eiusdem Irenes soror obiit 20 Febr. ita idem Typicum.

236, 31. την του Έβδόμου] Vide infra Dissertationem de Hebdomo, et nostram Constantinopolim, ubi de hoc Mo-

nasterio et eius situ plura.

237, 12. Κοσμάς Laudatur ex cod. ms. Bibl. Caroli de Montchal Archiep. Tolosani, quae nunc est illustrissimi Archiepiscopi Remensis, σημείωμα τῆς καθαιφέσεως τοῦ γεγονότος Πατφιάφχου Κωνσταντινουπόλεως Κοσμά. Ex quo quidem titulo colligere liceret, non sponte Patriarchatu cessisse Cosmam, sed depositum fuisse, licet contrarium etiam dicat Anna Comnena lib. 3. p. 79. Illius memoriam. agunt Graeci 1 Ianuarii, ut est in Menaeis et Synaxariis.

238, 4. καὶ ἡττηθείς] De hac Roberti victoria ad Dyrrhachium sic Lupus Protospatha: Anno 1082. hoc anno complentur ab initio mundi 6281, ab urbe condita 824. Alexius Imperator collecto grandi exercitu initi bellum cum Roberto Duce haud longe a Dyrrachio, et terga versus fugit, cecideruntque in ea pugna plus quam DCM<sup>121</sup> ex suis, fuerunt autem in eius exercitu 70 millia hominum. De altera ad Cassiopem Roberti victoria, quam etiam

Anna commemorat, sic ille ad an. 1085 praedictus Dux grandi apparatu navium hominumque innumerabili exercitu Brundusiopolim veniens, deposita ibidem navali machinatione, ingressus est Adriaticum pelagus, perrexitque in insulam nomine Cassiopim, ubi Stolus Veneticorum, et filius Ducis Venetiae cum plurimis navibus, erat infestus Duci Roberto: sed bello in mari inter eos confecto, victoria ad Normannos concessis. Caesa sunt in ea pugna plus quam quinque millia hominum: praeterea quinque naves captae, et duae cum hominibus submersae sunt, ita ut qui gladium potuere evadere bellatoris, pelagi eos vorago glutiret.

239, 32. ὑπέρτιμα] Vide Gloss. med. Graecit.

241, 9. την θυγατέρα νοσήσασαν εύθυς αποκείρει] ld porro egit mater Irene, infensa lasitae genero, ut eum ab omni spe cum uxore reconciliationis abduceret, cum sumpta semel ab aegrotis veste monachica, hanc dimittere non liceret, si pristinam valetudinem consequerentur, ut docuimus in Gloss. med. Lat. in v. Monachus ad succurrendum. Receptum hunc apud Graecos potissimum morem sub vitae extrema habitum sumendi Monachicum improbat Zonaras, vel, ut alii volunt, Michael Glycas, in Epistola ad Esaiam Monachum, ex qua placet nonnulla hic inserere: oux οίδα γας, inquit, ο τι και πράξειεν ο τουτο (εερον στημα) περιβαλλόμενος, ήδη πνέων τὰ ἔσχατα ετοιμάζεται μέν είς παράταξιν, άλλὰ τὰς χεῖρας κεκώλυται τὴν πανοπλίαν ένδέδυται, και ούκ έτι πολέμου καιρός προσμένειν τη μονή ἐπαγγέλλεται, καὶ τῶν οδος βιαίαις άρπάζεται ὑπέχειν τῷ προεστῶτι καθυπισχυεῖται, καὶ ἡ τοῦ θανάτου τυραννίς οὐκ ἐἄ. γυναϊκας καὶ παϊδας ἀποβάλλειν όμολογεί, και την ξαυτού παραγοήμα ψυγην άποτίθεται. μαρτύρεται μή κατά βίαν τῷ σχήματι προσελθεῖν, άλλ' ή πλευρίτις επικειμένη και μή βουλόμενον εκβιάζει τας χείρας τεμείν. έκείνος τοίς δεομένοις χαρίζεται, όσα καί άκων ἀφίησιν ἐνταυθοῖ etc. Omitto reliqua: observo duntaxat, huncce inductum morem, quod existimarent idem posse Monachatum quod Baptismus, ac quemadmodum Baptismus omnia remittit peccata Baptizatis, ita et ingressis in religionem ipsa religionis professio, quod quidem multis refellit in eadem Epistola Zonaras, seu Glycas. Eudocia igitur a morbo convalescens, in Monasterium  $\tau\eta_S$   $K\epsilon\chi\alpha\rho\iota\tau\omega\mu\dot{\epsilon}\nu\eta_S$ , a matre haud procul ab aede Sophiana conditum, cuius peculiaris situs describitur in Typico ms. eiusdem Monasterii cap. ult. concessit, obiitque parentibus superstitibus, ut ex eodem Typico colligimus.

241, 12. νεανίαν] Constantino Angelo nobili Philadelphiensi filiarum postremam Theodoram despondit Alexius, quem Panhypersebastohypertati dignitate donavit, ut docemur ex eodem Typico ms. Monasterii τῆς Κεχαριτωμένης.

242, 3. είς τὸ τῶν Μογλένων θέμα] Vide Notas ad

Alexiad, p. 297.

242, 9. Οὐμπερτόπωλον] Ita unus e codd. regg. alii Οὐμπερτόπουλον habent, cuius quidem Humbertopuli gen-

tem et familiam expendimus in Not. ad Alexiad.

244, 20. δοφανοτροφείον] Quod Zotici appellabant: τὸ κατὰ Ζωτικὸν εὐαγὲς ὀρφανοτροφείον, in Novella 4 Heraclii. De eo pluribus agimus in Constantinopoli Christ. lib. 4. sect. 9 n. 19, in quo aedificatam ab Iustino iuniore Imp. SS. Petri et Pauli Apostolorum Ecclesiam observamus in eadem lucubratione lib. 4, sect. 5. n. 21, quod et innuere videntur Synaxaria mss. ad 12 Novemb. in S. Nilo, ubi narrant illius corpus depositum ἐν τῷ σεβασμίῳ τῶν ἀγίων ᾿Αποστόλων ἐν ὀρφανοτροφίῳ, ὑποκάτω τοῦ θυσιαστηρίου, ὑπὸ Ἰουστίνου τοῦ φιλοχρίστου τοῦ βασιλέως.

245, 2. 'Ανεμάς Μιχαήλ] Genus ducebant Anemae isti Constantinopolitani ab Anema Curupae Cretensis Amerae filio,122 qui sub Ioanne Zimisce contra Russos fortiter dimicans vitam amisit, cuius in re bellica virtutem praedicat Scylitzes p. 678 et 681. Laudat Lambecius lib. 5 Commentar. de Bibl. Caesar. p. 233. Epistolam Consolatoriam Gregorii Abbatis Monasterii in Oxia insula, πρὸς την Πορφυρογέννητον κυρίαν Θεοδώραν ἐπὶ τῷ θανάτῷ τοῦ Πανυπερπρωτοσεβάστου δεοπότου τοῦ 'Ανεμοῦς. Is porro Manuel appellatur in versibus iambicis incerti scriptoris in cod. reg. hoc titulo: μονφδικοὶ ἐπὶ τῷ γαμβρῷ τῶν βασιλέων κυρῷ Μανουὴλ τῷ 'Ανεμᾶ, in quibus ob animi magnitudinem,

cos fortiter pugnans interiit: huic uxor fuit Irene, uti nominatur in Typico ms. Monasterii  $\tau \tilde{\eta}_S$   $K \epsilon \chi \alpha \varrho \iota \tau \omega \mu \epsilon \nu \eta_S$  ab Irene Augusta et illius matre conditi.

249. 9. τὸ θεῖον πέπλον Ita tradunt Synaxaria, Zoen Leonis Philosophi Imp. uxorem, cum a daemone vexaretur, divino monitam oraculo, si sacra Deiparae zona, quae in Chalcopratiana aede asservabatur, ad eam afferretur, fore ut liberaretur: mox Augusti praecepto aperta capsa, et zona a Patriarcha supra Augustae corpus expansa et explicata pristinam sanitatem recepisse. Idem habent Menaea et Synaxaria ad 31 Augusti, adduntque, aperta hac theca, quam άγίαν σορον appellatam etiam dicunt, in ea zonam Deiparae inventam συν σφραγίδι διά χουσίνης βούλλης, και κωδίκελλον εμφαίνοντα λεπτομερώς, και τόν τε χρόνον, την ινδικτιώνα, και την ημέραν καθ' ην έν Κωνσταντινουπόλει προσεκομίσθη ή άγια Ζώνη. Eiusmodi vero vela quae ad sacras imagines appendebantur, colebant Graeci, ut ex hoc loco patet, et ex synaxario ms, ubi narrat Manuelem Comnenum Imp. ex S. Demetrii Templo Thessalonicensi. eiusdem Sancti το παλαιγενές πέπλον, και έπικείμενον τη πανόλβο καί κοσμοτήτω σορώ, seu legàν σκέπην, σορού 124προκάλυμμα του αητιήτου μάρτυρος Δημητρίου, vetus scilicet velum quo contegebatur S. Demetrii Feretrum, solenni pompa excepisse sub an. 1164 et in Aedem rov Havτοκράτορος a Patre Ioanne conditam, intulisse, anno Christi 1164. Indict. 13. Octobris 23. Rem pluribus narrat idem Synaxarium ad 26 eiusdem mensis. Vide Menaea 11 Au-

tinopolim lib. 4. p. 84. 85.

250, 18. ὑπογραμματεύουσιν] Interpres a notariis vertit: malim a secretariis; nam etsi notarius et secretarius idem forte haberi possint, tritior ea tempestate fuit vox posterior, licet qui linguae puriori studebant, ab ea abstinerent, ac secretarios γραμματέας et ὑπογραμματεύοντας fere semper appellarent. Nicephorus Constantinopol. in Hist. ᾿Αρτέμιον Φιλιππικοῦ γραμματέα οῦς τῷ Ἰταλῶν φωνῷ καλοῦσι ᾿Ασηκοῆτις. Ignatius Diacon. in eiusdem Nicephori vita n. 4 ἔλαχε γὰρ αὐτὸν τὴν τοῦ ὑπογραφέως

gusti, Gloss. med. Graecit. in Ποδέα, et nostram Constan-

άποπληφούν χφείαν, καὶ τοῖς βασιλείοις μυστηφίοις ύπηφετεῖσθαι. et n. 7 ήν γὰρ ὑπογραφεὺς, τῶν κρατούντων μυστηφίοις ὑπηφετούμενος. Alia vide in Gloss. med. Graecit. in v. Ἀσηκρήτις.

250, 2. τοῦ ὄρους τοῦ Παπυπίου] Papycii montis, versus Strymonem fluvium, mentio est apud Ioannem Cinnamum lib. 6. n. 6 et Nicetam in Isaacio lib. 3. n. 1 et Monasteriorum in eo aedificatorum.

251, 1. μετὰ τῶν Μανιχαίων] De Manichaeis circa Philippopolim consule Notas nostras ad Alexiadem p. 284.

251, 14. λόγοις προσκείμενος] Quod testatur in primis eius quam prae manibus habemus historia, Petri Possini studio typis regiis edita, et quam Commentario illustravimus. Nicetas in Ioanne n. 1 de Irene generum coniugi Alexio ad imperii successionem proponente: ἄτε εἰπεῖν ἱκανώτατον, καὶ οὐκ ἐλάττονα διαπράξασθαι, καὶ μαθημάτων ἐλευθερίων μετασχόντα, ὁυθμίζειν τὸ ἡθος εἰδότων καὶ πρὸς βασιλείαν ἀδιαλώβητον οὐ βραχέα συναιρόμενον τοῖς ἄρχειν μέλλουσιν.

252, 3. στήλη] De hac statua Constantini et columna Porphyretica, eiusdemque statuae casu, egimus in Notis ad Alexiadem Annaeam. Illius praeterea meminit Nicetas in Thesauro orthod. fid. 5, 11 ex versione Petri Morelli: Cum pervenisset ad Sigma, locus hic est urbis Constantinopoleos ita dictus, nec procul a Purpurea columna dissitus; ea, inquam, cui maxima Constantini statua imposita est, quae Ανθήλιος dicitur, quae terrae motu etiam confracta est imperante Comnenorum primo Alexio etc.

252, 25. τον Καμύτζην Ευστάθιον] Cuius non semel

meminit Anna Comnena libro 13 Alexiad.

αλυγματώδεις] Omisit Petrus Lambecius hanc de Imperatorum fatis praedictionem in sua collectione praefixa Leonis Imp. Oraculis, cui hanc addi velim, quam ex cod. reg. 1595. fol. 75 olim descripsimus.

## ΧΡΗΣΜΟΣ.

"Οτ' έξ έφας καὶ δυσμῶν ῆξει μάχη, ὅθ' ενδεκάτης ὅτε μὴν κορυφαῖος, 125

ανήο Λιβύης ασπίδος συνετογαία σκοτεινοειδές πλατοχάνων καὶ μέγα, ούτος δοφήσει τον ανακτόρων μέγα καί σφάγια πάμπολλα τη Βυζαντίδι. δούς γαρ μέγας εκδράμη των αίματων ώστε γεμείσαι τὰς άγυιὰς ἁπάσας, ώς οίπτρον οίπτρον έβίωσε πας βλέπων, καί συγκλονηθήσονται τὰ πέριξ επταλόφου. αὶ αὶ, ἔξη ἡ σύμπασα γὰρ γὴ τότε, οίμοι τὸ Κάππα βραγύν ἄρξει τὸν χρόνον, άλλα Βαβυλών δυσμενεστάτη πόλις. σφαγαί γάρ είσι καὶ προχύσεις αίμάτων, οίκτρον γάρ οίκτρον μη έκποθήσεις φάος. δημοκρατήσει πρός μακρον, άρξει Κάπα, της ενδεκάτης είρημένης έκλίψει, καὶ πέντε προτύλια της μοναρχίας, αίχμας φέροντας, καί σποραί έγκομμέναι. δράκοντα συσφίγξουσι τον Λιβοκτόνον ἄσαρκα μὴ σθείνονται τὰ τούτων κρέη, καί πρός μάχην ξκφυλον ήλλοιωμένον, δηρίθμω ἔργω ταρδήσω σῖτα ξίφει, πρός χιλιάδας εξ έπτα μετριμένας, καὶ πᾶς ἀσελγής καὶ φονεύς καὶ κραμμένος, κήρυξ βοήσει πας άναφωνήσει μέγα, δράμετε πάντες πρός δυσμάς έπταλόφου, έωρηται δ' ἄνδραν οἰκέτην έμον φίλον, μυλόκρανον μήλιθον πράον λαβόντες, τον δεξιον αύτου έξαγάγεται πόδα, καὶ τούτου θέσθαι πρὸς βασιλέας δόμους. αὐτὸς πρατήσει τετράγε όπτὸ χρόνους, ώς νεκρός ήδη καὶ θέα λελημένος, οἴδασιν πολλοί και μηδε τοῦτον βλέπων, ώς έκ μέθης δε φανερωθείς τοιούτος, σκηπτροκρατήσει τησδε της βασιλείας, καὶ πάλιν ήξει έπταλόφου το κράτος.

## INDEX RERUM.\*)

## Litera B secundum tomum editionis Parisinae denotat.

A

Aaron sacerdos designatur 39. Aaron vitulum aureum conflat 37.

Aaronis baculus reflorescit 42. Aaronis obitus *ibid*.

Aaron dux Arabum B 116. Abarum et Persarum grassa-

tiones sub Phoca B 80. Abasgi castrari soliti B 21.

Abasgi seu Iberes ib.

Abasgi ad Christianismum perducti B 101.

Abasgi victi a Basilio B 227. Abasgiacum foedus B 230.

Abasgiae ducis Pancratii defectio B 236.

Abdenago pro Azaria 117. Abdias Achabi oeconomus 91. Abdias 100. Prophetas alit*ib*. Abeddara hospes Arnae 72.

Abel 17. Abelas *ib*.

Abella 287.

Abelus Hispanus Romanorum studiosus 416.

Abenuer Saulis dux 62.

Abenerus cum ad Davidem defecisset, Ioabi fraude perit 71. Abenerus Davidi bellum infert ib.

Abennerigus Spasini valli rex

Abesa Ioabi frater 71.

Abesa Davidem defendit 79. Abesas per insidias ab Ioabo occiditur 77.

Abgarus Osroenes Caracallae

perfidia captus 613. Abia Samuelis filius 58.

Abia Ieroboami filius moritur

88.

Abiathar Abimelechi filius fuga elabitur 67.

Abiathar Davidi consilia Absalonis nuntiat 77.

Abiathar Adoniae adiutor 80. Abiathar a Salomone relegatur 82.

Abias Arabs Izaten oppugnat 249.

Abigaïl Nabale sublato Davidi nubit 68.

Abilius II. Alexandrinus episcopus 582.

Abimelech Arabum princeps B 230. Abimelechus 55.

<sup>\*)</sup> Index ab C. Ducangio confectus, nunc passim auctus et correctus,

Abimelechus Gedeonis filiis occisis regnat 52.

Abironi et Dathani dehiscit tellus 41.

Abisag senis Davidis fotrix 80.

Abius Ieroboamum vincit 89. Abominatio vastitatis 136.

Aborigines Latii incolae 319. Abraamus Hebraeorum Patriarcha 22. Ob dei praedi-

cationem exulatum abit ib. Aegyptiis mathemata tradit ib.

Abraami filius promittitur a

deo ib. Abraami filii 6 e Chetura et obitus 175 annos nati 23. Abradates Susiorum rex 115.

Abradates ad Cyrum propter uxorem deficit 156.

Abradatae interitus 161.

Abradatae votum ib. Abradatae et Panthiae sepul-

tura 163. Absalon revocatus ab exilio

regnum affectat 76.

Absalon paternas concubinas stuprat 77.

Absalonis fuga et avus 75. Absalonis interitus 78.

Absit ut sol me videat hosti

tergum obvertere 209.

Abuletus pro commeatu 3000 talenta offert Alexandro 195. Acarnanes annum sex men-

sium facientes 322. Acarnania domita a L. Fla-

minio 447. Accaron 58.

Accaronia dea Musca 96. Accia Augusti mater 494.

Acciae somnium de Augusto ibid.

Acerranorum excidium 421. Acerrae a Romanis captae 421. Achabus Nabothi haeres 93. Achabus VI. Israelitarum rex

Achabus mutato habitu fatum non mutat 94. Solus a Syris peti iubetur 95.

Achabi humanitas erga Syrum supplicem ib. Achabi interitus ib.

Achabi 70 filii ab Iehu occisi 103.

Achaei se cum Romanis coniungunt 446.

Achaicum bellum 470.

Achaps B 140.

Achazi clades insignis 109. Achazus XIII Hierosolymo-

rum rex idololatra 108. Achia Silonites Teroboamo

regnum praedicit 87. Achia excidium Ieroboamo

minatur 88. Achiatharus Tobiti cognatus

Achilles Pompeii interfector

Achinoa Davidis uxor 70.

Achior Ammonitarum rex, Israelitarum deum celebrat 189.

Achior Betulianis deditur 140. Achior ludaismum amplectitur 142.

Achitophel ad Absalonem deficit 77.

Achitophel laqueo sibi consciscit necem 78.

Achoris sacrilegium punitur

Achradina 425.

Acie instructa ad hostilem urbem accedere 154.

Acies in periculo paulatim reducenda 151.

Acies tripartita 161. άκληφονόμητοι 578. Acmes epistola 257.

Acritas locus B 186.

Acro Caeninensium dux 317. Actium 525.

Actiaca victoria monarchiae Augusti initium 10, 526.

Actiaci belli apparatus 527. Actius Tullius Volscorum con-

citator 343. Actius Navius augur 326.

Acuphis Iudaeorum legatus 192.

Ada Lamechi uxor 17.

Adami praedictio de mundi conflagratione et diluvio I8.

Adamus 16. obit annos natus 930 18.

Adana urbs B 201.

Adanarsis Persae crudelitas B 12.

Adar mensis 12, dystros apud Macedonas 182.

Adarani contemnunt obsidionem Basilii B 169.

Addo Caium vulnerat 140.

Adelphus Albanorum rex 478. Ader Idumaeus Israelitas infestat 85.

Aderis f. rex Syriae 93.

Aderis f. clementer conservatus solius Achabi caput petit 94.

Adiabene Syriae provincia iuxta Ninum et Gaugamela 587

Adiabenorum regina fit Iudaea 262.

Admonemus scientes 313.

Adoni, dominus 48.

Adonias Davidis filius regnum affectat 80.

Adonias ad aram confugit 82. petita Abisaga vitam amitti ib. ob aetatis praerogativam et populi consensum sibi regnum deberi censet ib.

Adonibezecus Israelitas oppugnat 48.

Adolescentes a 17 usque ad annum 28 magistratibus inserviunt 147.

tres adolescentes in camino ignis ob non adoratam statuam 122.

Adolescentibus ea obeunda, quae celeritatem aut vires desiderant 148.

Adolescentum consilia temeraria 86.

Adoptio publice confirmanda 449.

Adoratio in gestu quodam corporis posita non videtur divinus honos 179.

Adrianopolitani dedunt Thomam B 139.

Adrianopolis a Crumo Bulgaro capta B 163. a Simeone Bulgaro capitur B 184.

Adrianopolis Orestias olim B 251.

Adrianopolis spoliata a Samuele Bulgaro B 225.

Adrianus Comnenus πρωτοσέβαστος Β 297.

Adriani imperium 588. morbus 591. responsum de Christianis 592.

Adriani studia, mores et ratio administrandi imperii 588.

Adriani venationes 589. eiusdem obitus anno aetatis 63, imperii vero 21 592.

Adrianus in alienum servum ius sibi non sumit 591.

Adrianus Iudaeis Iudaea interdicit 592.

Adrianus reluctante Senatu in deorum numerum relatus 593.

Adulatorum voces 281.

Adultera nuptura adultero maritum luget scilicet 74. Adulterium et caedem graves poenae secuturae ib. Cum adulterio caedes coniungitur ib.

Aedificatio vicatim et oppidatim distributa 178.

Aedilium institutio et munus 343.

Aegimurus capitur a Martio 465.

Aegia Ciliciae B 26.

Aegilus B 163.

Aegithalus 397.

Aegrotilugendi, non mortui 82. Aegrotus ab expeditionibus non abstinet 220.

Aegyptiaca classis B 202.

Aegyptii Abraami discipuli 22. Aegyptii incantatores miracula edunt 35.

Aegyptii arundineus baculus 110.

Aegyptii profligati a Babyloniis 115.

Aegyptiis Cyrus parcit 162. Aegyptiorum in mari rubro interitus 36.

Aegyptiorum annus menstruus falsam antiquitatis opinionem illis affert 323.

Aegyptius Scleri equus B 218. Aegyptus Mesrem 21.

Aegyptus per Iosephum subiecta Pharaoni 30.

Aegyptus a Cyro subacta 168. Aegyptus et Aethiopia versus austrum 126.

Aegyptus ab Augusto vectigalis facta 531. A Diocletiano sub iugum redacta 640.

Aelia Capitolina pro Hierosolymis condita 589.

Aelius Adrianus. Vide Adrianus.

Aelius Paetus consul cum Gallis pugnat 446. Aelius Gallus Aegypti praefectus Arabiam infeliciter tentat 534.

Aemilia Syllae privigna Pompeio nubit 473.

Aemilianus Scythis caesis, arreptoque imperio, a suis militibus occiditur 628. in Sardiniam missus 401. in Ligures 402.

L. Aemilius contra Tarentinos missus 368.

Q. Aemilius consul in Siciliam venit 386.

M. Aemilius Poenos vincit 893. Aemilius Insubres caedit 403.

M. Aemilius Lepidus castra contra Antiochum defendit 454.

Aemilius Scaurus propter Atreum fit Aiax 551.

Aemilius Laetus praefectus praetorio 601.

Aemilius Paulus consul 405. 417.

Aemulatio seditionis occasio 78.

Aeneadae Romani 313.

Aeneae res gestae-in Italia ib. Aeneas victus a Rutilis inter mortales esse desiit 313.

Aenigmata attentum animum requirunt 132.

Aenigmata de imperatoribus B 295.

Aenigmatibus olim certatum inter reges 85.

Aenus fl. 403.

Acolenses, Alisaci 21.

Aequi M. Minutium vincunt 346. iidem sub iugum missi ibid.

Aequum et Sabinum bellum 347.

Aerarium non in potestate dictatoris 338.

Aesar pro Caesare 543.

Aesculapii templi columnae immobiles B 26.

Aestus ingens sub Copronymo B 110.

Aethiopem lavare B 106.

Aethribum 415,

Actius cunuchus B 86.

Actoli ad Antiochum deficiunt 450. Ad Philippum deficiunt 486. Philippo suspecti 444.

Aetoli Romanorum socii 42. Romanis victoriae causa 447. Aetolorum motus et pacificatio cumRomanis 455. Afer Adriani pater 588.

Affinitate regum regna conciliantur et invicem firmantur 106.

Affinitates potentum ohsidum instar habent 515.

Affinitas ignobilium et pauperum spernitur 317.

Affinitates veterum facile di-Aremptae 212.

fflati numine amphiboliis decipiuntur 219.

Afranius Armeniae praeficitur 477.

Africa a Romanis oppugnata 390.

Africa dicta Libya Carthaginensis 443.

Africam adit Geminus 416. Africanus scriptor 623.

Africani cognomentum P. Scipioni domita Carthagine datum 443.

Africani obitus 456.

Agagus Moabitarum rex 61.
Agapeti Papae Romani legatio ad Iustinianum B 67.

Agapeti obitus 92.

Agarena classis a Sami duce profligata B 228.

Agarenae classis interitus B 90.

Agareni senis de Adara praedictio B 169.

Agareni B 56. a Romana classe profligati B 236. ad Edessam caesi B 238.

Agareni Aegyptii 30 annorum inducias cum Romanis paciscuntur B 237.

Agareni Cretenses classes Michaelis profligant B 140.

Agareni ex Hispania in Cretam traiiciunt B 139.

Agareni Mesembriaci oram maritimam et insulas infestant B 172.

Agareni Romano pacem aspernanti armati occurrunt B 271.

Agareni Carthaginenses in Sicilia caesi B 238.

Agareni per septem annos Byzantium vexant B 90. provincias vastant B 178.

Agareni Carthaginensium ductu Antiochiam oppugnant B 209.

Agarenicum diurnum tributum B 81 et 87. foedus cum Romanis B 91.

Agarenorum dissensio de principe B 88. Grassationes sub Philippico B 98.

Agarenorum Tarsensium, Cretensium et Carthaginensium clades B 172.

Agarenorum inscitia B 110. Agarenorum princeps philosophiae studiosus B 160.

Agarenorum Carthaginensium in Occidente grassationes B 169. item in Oriente B 93.

'Aγκής B 307. Aggaeus Templi instaurationem suadet 175.

Agis Tarentinus 369. Άγορανόμοι, aediles 343. Agrariae leges 344. Agricultura moderatos et pacatos facit 323.

Agrigenti obsidio 386. Agrigentum capit Himilco 425. Agrigentinorum calamitas 386. Agrippa Aristobuli f. 272.

Agrippa necem sibi consciscere in animo habet 272. Agrippa ob Tiberium in vin-

cula coniicitur 273.

Agrippae a captivo quodam et regnum et interitus praedicitur 275.

Agrippa sex menses captivus 275.

Agrippa vinculis solutus a Caio rex appellatur 276. Agrippa totius Indaeae rex 279. Agrippae beneficentia 281.

Agrippae ob superbiam interitus ib.

Agrippa iunior sacrorum curam a Claudio impetrat 252. Agrippa Agrippae f. 282.

Agrippa iunior Herodi succedit 286.

Agrippae regnum et affinitates 287.

Agrippae structura 290. M. Agrippa S. Pompeio op-

ponitur 511.

Agrippa Methone occupata classem Antonii infestat 524. Agrippa Augusti sorore repudiata filiam ducere cogitur 535.

Agrippa Agrippae f. abdicatus ab Augusto 541.

Agrippa iunior occisus a Tiberio 546.

Agrippa deponendae monarchiae Augusto est auctor 532.

Agrippa curator urbis et Augusti gener ib. Agrippae obitus et elogia 537.

Agrippina 288.

Agrippina Germanici uxor, Agrippae et Iuliae filia 546. Agrippina iunior 561.

Agrippina Claudio nubit 565. eidem insidiatur 566.

Agrippina Neroni ambit imperium ib. pro Nerone imperat 568.

Agrippina a Claudio Augusta appellatur 562. eadem a Nerone interfecta 569.

Agrippinae avaritia et saevitia 549. interitus 565. Agrippina urbs 631.

Agrippinus Alexandrinus episcopus 598.

Άνοονόμος 191.

Agron Sardiaeorum rex 402\_ Agronis vidua Romanos legatos cecidit ib.

Τδ αίθριον τῆς σκηνῆς 39. Alae celeritatem notant 127. Alae superbiae nota 126. 'Αλαβαρχία 286.

Alabarchus 272.

Alani, sive Albani B 100. Alaricus Vandalus seu Gothus

ab Honorio evocatus B 40. Albae longae aedificatio 313. eversio 324. Albae moritur Numitor 319.

Albae quadrigae a Camillo primum usurpatae 353.

Albae Syphax captivus et mortuus 440.

Albana democratia 320.

Albani 491. Romam migrare coguntur 324. Albani Massagetae 591.

Albania subacta B 92. Albanicum bellum 320.

Albanorum regum successio 314.

Albanum 318.

Albanum regnum 500 annis duravit 324.

Albanus lacus B 351.

Albanus a Posthumo occisus 632.

Albinus a senatu dux creatus 622.

Albinus Iudaeae praeses 290. Albini interitus 607. caedes 622.

Albugo felle piscis pellitur 143.

Albulus 313.

Alcimus Iudam insectatur 208. Alcimus seu Ioachimus pontifex 209.

Alcimi interitus 210.

Alectoromantia B 33.

Aleinus Vespasiano insidiatus 578.

Alem seu Alimum Machometi sive gener, sive affinis B 88. Alemannorum 60000 caesa a

Constantio 642. item 300000 profligata a Galieno 631.

Alexander M. Hierosolyma venit 8. regnum Persarum evertit ib.

Alexander Aegypto subacta Darium evertit 151.

Alexander Diogenem admiratur ib.

Alexander Iovis filium se apud Barbaros gloriatur 188.

Alexander conditiones Darii aspernatur ib.

Alexander aeque modestus et bellicosus 189.

Alexander frequentibus calumniis exasperatus 191. Alexander Indos milites con-

tra datam fidem occidit 193. Alexander ex India vix quartam exercitus partem redu-

cit 194. Alexander immortalitatis opinionem submersione aucupaturus 197.

Alexander deo immolat 199. Alexander suis proventibus amicis donatis spem sibi reservat 153.

Alexandri M. successores inter se digladiati 127.

Alexandri M. corpus 183. eruditio 70.

Alexandri Macedonis natales 184.

Alexandri pueri generosa indoles ib.

Alexandri regni initia 185. Alexandri et Philippi patris dissidium ib.

Alexandri fiducia de medico 186.

Alexandri duo somnia de Tyro 187. de Hierosolymis 197. Alexandri successores pro gla-

diatoribus se gerunt ib.
Alexandri summum imperium

in quatuor regna divisum ib. Alexandri iter ad templum Ammonis 188.

Alexandri Granico superato excessus et morbus in Cilicia 189.

Alexandri sitis in persequendo Dario 190.

Alexandri 30000 adolescentes 191.

Alexandri expeditio Indica 193.

Alexandri luctus ob Clitum interfectum ib. item ob Hephaestionem 182.

Alexandri obitum signa antegressa 196.

De Alexandri obitu controversiae 197.

Alexandri somnium 199.

Alexandri M. nuptiae cum Statira 195.

Alexandri M. imperium in quatuor regna divisum 127. Alexandri M. terrores et obi-

1

tus 198. Alexandri interitus 212. Alexandri Zebniae interitus 217.

Alexandri duo filii 253.

Alexandri manes cum Glaphyra expostulant 2 5.

Alexandri thorax 556.

Alexandri caedes anno imperii 10 619 et 621.

Alexandrum nullum ignavum esse decet 193.

Alexandrum aliud, aliud Parmenionem decet 188.

Alexander Epiphanis filius 215. Ptolemaidem occupat 211.

Alexander Ionathae pontificatum offert ib.

Alexander Immeas exteras nationes subigit 221.

Alexandri Iamnaei prudens consilium mitigandi odia populi ib.

Alexander Iudaeos male tractat 191, 221.

Alexander Philometori socero insidiatur 212.

Alexander Aristobuli f. Iudaea turbata a Gabinio compescitur 224.

Alexander Aristobuli f. a Scipione securi feritur 226.

Alexander ab Herode patre vincitur 250.

Alexander et Aristobulus laqueo necantur 253.

Alexander et Aristobulus Beryti condemnantur ib.
Alexander Alabarchus 272.

Alexander Alabarchus Iudaeae procurator 286.

Alexander et Aristobulus in vincula coniecti 276.

Alexander Leonis frater nugis quam imperio aptior B 182.

Alexander Antonii f. 522. Alexander Sol Cleopatrae filius 531. Alexander Romanus episcopus 588 et 592.

Alexander Hierosolymitanus episcopus 612.

Alexander Severus ab Heliogabalo adoptatus 618.

Alexandri Severi expeditio Persica et Germanica 619. Alexandri Hierosolymitani martyrium 926.

Alexandri Patriarchae preces contra Arium B 23.

Alexandri imperatoris interitus B 183.

Alexandra Aristobuli uxor 219. Alexandra fugam molitur 234. Alexandra filiam Mariammen occidendam insectatur 241.

Alexandrae apud Herodem excusatio 236.

Alexandrae caedes 241.
Alexandria Ciliciae B 280.
Alexandriae aedificatio 188.

Alexandrina bibliotheca 200. Alexandrinorum Iudaeorum seditio 279. Caedes 312.

Alexandrinum castellum 223. Alexas Salomes maritus 260. Alexius Mosoles B 117. ex

genero Theophili fit monschus B 148. Alexii Mosolae excaecatio B 118.

Alexius patriarcha Orphanotrophi insidias ingeniose discutit B 238.

Alexius Comnenus Turcarum opera Ruselium capit B 288.

Alexius Comnenus exactor acerbus imperator salutatur B 294.

Alexius effigie Christi sanatur B 304.

Alexius a medicis et monachis vana spe vitae diuturnioris lactatur B 308. Alexius Comnenus dignitatibus ornatus rem bene gerit B 627.

Alexii Comneni liberi B 299. Alexii affectus erga uxorem R 302

Alexii in fratris liberos pietas ib.

Alexii matris obitus ib.

Alexii Turcicae expeditiones

Alexii Comneni obitus B 308. Alexii funus et elogia B 46.

Alexii migrationes, humanitas, disputationes cum Manichaeis B 304.

Alexii patriarchae 25 centenarii auri a Monomacho ra-

piuntur B 251. Alexio animam agente filius regnum occupat B 308.

Alienus Vespasiano insidiatur 577.

Alim Abramius Mediam oppugnat B 356.

Alinius Salpianus 429.

Alisaei Aeolenses 21.

Alites carnivori in castris 506. Ad Alpes progressi Romani 403. 405.

Alveus Romuli et Remi 314.

Amalechitae profligantur ab Hebraeis 37.

Amalechitae Davidis uxores spoliant 69.

Aman Mardochaeo ob adorationem negatam infensus 179.

Aman Iudaeis exitium molitur ib.

Aman crucem Mardochaeo paratam suopte interitu nobilitat 181. 182. Amani suspendium et totius familiae exitium ib.

Amanus mons 514.

ZONARAS VI.

Amanus secundus Alexandrinus episcopus 572.

Amandi seditio in Galliis compressa 640.

Amantem iracundiae cito poenitet 178.

Amantius eunuchus praepositus B 376.

Amantii somnium B 58.

Amaraei Ioannis caesi dant poenas 210.

Amaranus Mosis pater 33. Amathe Epiphania 21.

Amator spretis blanditiis vim parat 158.

Amatori etiam pudica mulier ignoscit 159.

Amatorum ineptiae ridiculae 157.

Amaus 310.

Amazones inter Albanos repertae 478.

M. Ambibuchus 267.

Ambitus lex Augusti 537.

Ambraciae obsidio 455. Ambrosius Origenis Maece-

nas 620.

D. Ambrosius B 31. Theodosium arguit B 22.

D. Ambrosii cum Theodosio contra Iudaeos disputatio B 36.

Amer Agarenorum princeps ex locorum nominibus cladem divinat B 159.

Ameras Esman B 172, 216. Amerae Melitenaei blasphemia B 169.

Amesas VIII iudex Israelitarum 53.

Amesias X Hierosolymorum rex 105. Idumaeos et Amalechitas caedit 106. successibus elatus Ioa lacessito capitur ib.

Amida B 20.

Aminadab hospes arcae 58.

Aminsus urbs 479.

Ammanitae ab Iephtha profligati 53. Ammanitae ob legatos Davidis violatos caeduntur 73. Ammanitarum caedes 60. Ammanitarum excidium 75.

Ammon. V. Hammon.

Ammon Thamarem stuprat ib. Ammon Davidis filius 71.

Ammonius insidiatur Philometori 211.

Amorium B 107. Amorii crudele excidium B 152. Amorii direptio B 279.

Amorraeorum caedes 43. Amorraeorum terram tribus Gadia, Rubenia et Manassaea occupant 44.

Amosus XVI rex Hierosolymorum 112.

Amphiboliae et aenigmsta divinationis fructum fere tollunt 115.

Amphilochii artificium in pellendis Arianis B 37.

Amphorae, faces, cornua terrent hostem 53.

Amulius primus Iovis imitator 314.

Amulius Numitorem regno spoliat 315.

Amulii caedes 316.

Amynander Athamaniae rex

Amynander a Glabrione pulsus 450.

Amyntas Macedo transfuga 187.

Anabarza B 87. Anabarzae ruina B 60.

Anacletus sive 'Ανέγκλητος Romae episcopus 579. Anael pontifex 234.

Ananias Sedrach appellatus 118. Ananias Izaten in Iudaismo instituit 283.

Ananias pontifex 286.

Ananias pontifex Romam missus 288.

Ananus dux 287.

Ananus pontifex 290.

D. Anargyri B 70. Anargyri Paulini B 188.

Anastasii statua B 58.

Anastasii de Copronymo verba B 107.

Anastasii patriarchae ignominiosa traductio B 108. Anastasii Thomae adoptivi interitus B 139.

Anastasii sacellarii coniuratio contra Romanos B 188.

Anastasii imperatoris duo somnia 375. obitus B 57.

Anathota Hieremiae patria 115.

Anatolius B 44. Anchialus B 110.

Anchus rex Gethae 66.

Ancillae dominabus pariunt liberos 25.

Ancus Martius Numae ex filia Pompilia nepos 323. Anci res gestae 324. Eius filii 324. 326.

Ancyra Galatiae urbs 517.

Andragathius a Theodosio occiditur B 35. Andragathius

Gratiani percussor ib.

Andreae et Lucae reliquiae B 21.

Andreas cubicularius B 10. Andreas Calybites B 110.

Andreas dux Amram blasphemum caedit B 169.

Andriscus Adramyttenus se pro Persei filio gerit 466.

Andronicus dux Samonae insidiis interit B 179. Andronici peridia B 283. Androsthenes ab Achaeis victus Corintho excidit 459.
Anemas B 35.

Apemae Michaelis coniuratio

B 302. Angeli primum conditi 14. Angeli losepho uxores ducunt

18. Angeli nomen mirabile 54. Angeli monent laudandum

esse deum 146-Angeli non sponte, sed deo mittente veniunt ib.

Angelus Balaamo apparet 43. Angelus specie adolescentis apparet Gedeoni 51.

Angelus per flammam in coelum redit 54.

Angelus Sampsonis nativitatem nunciat 52.

Angelus interfector 78.

Angelus Eliam pascit 92.

Angelus securitatem pollicetur 96.

Angelus noctu Assyrios caedit 111.

Ab Angelo 185000 una nocte caesi ib.

Angelus tres adolescentes reficit 122.

Angelus vesperi Danieli apparet 133.

Angelus Tobiae se cognoscendum praebet 145.

Angelus subito evanescit 146. Angelus novae nuptae hospitium praeparat 145.

Angelus Azariam se esse fingit 144.

Angelus audiendus nulla daemonii ratione habita 145,

Anhelare Persis turpe 148.

Anicetus Romanus episcopus
504.

Anicetus Neronis libertus Agrippinam occidit 569. L. Anicius praetor Gentium vincit 460.

Animae brutorum et hominum discrimen 16.

Animalibus vesci iubetur Noa 19.

Animalium omnium una lingua 17.

Anna Samuelis mater 56. Anna Tobiae mater 142,

Annae Comnenae eruditio B 306.

Annas pontifex 267.

Annius Vincianus, sive Munitianus, insidiator Claudii 562.

Annonae penuria in copiam subito mutata 101.

Annuli solis senatoribus et equitibus concessi 419. Annulorum modii ab Hannibale Carthaginem missi ib. Annulorum ius 502. Annulus daemonia fugans 84. Annulus aureus datus Libertino medico 535.

Annus magnus Iosepho 600 annorum 20. Annus septimus Iudaeis feriatus 216. Annus aNuma duobus mensibns auctus 323. Annus actatis 42 imperio aptissimus 514.

Anni 947 universalem Israelitis mutationem afferunt 110.

Anni 15 accessio vitae 111. Anni 30 Iosepho felices 29.

Annis 514 reges 22 155. Anni 725 usque ad Augusti

monarchiam 532

Annorum varietas 323. Annos 12 nata puella lege Augusta nubilis 537.

Anseres Capitolii custodes 857.
Antagonista par quaerendus
184.

Anteros Romanus episcopus 623.

Anthemii monasterium B 148. Anthimus B 52.

Anthimus B 52. Antichristus ex tribu Iudaica

oriturus 128.
Antigenes ob simulatum aes
alienum repudiatus in gratiam recipitur 196.

Antigonia insula B 192.

Antigonus Asiam sibi vindicat 127.

Antigonus Asiam occupat 199. Antigonus per calumniam ab Aristobulo occiditur 219.

Antigonus Aristobuli filius a Caesare nihil impetrat 225. Antigonus ab Herode Iudaea

Antigonus ab Herode Iudaea pellitur 228.

Antigonus Parthorum ope Hierosolymis potitur 230.

Antigonus a Sossio Antigone appellatur, ab Antonio occiditur 234.

Antigonus de proditoribus 318. Antiochena clades ex terrae motu 587.

Antiochenorum scommata in Iulianum B 26.

Antiochenorum mulcta ob Placillae statuam violatam B

Antiocheni seditiosi 212.

Antiochenorum Iudaeorum clades 307.

Antiocheni episcopi 647.

Antiochia a Saracenis occupata B 91.

Antiochia ad Orontem capta a Francis B 300. Invito Nicephoro a M. Burze capitur B 204.

Antiochia Magna B 280.

Antiochia Syriaca a Baimundo capta B 303.

Antiochiae forum quadratum 307.

Antiochiae obsidio deserta a Nicephoro Phoca B 201.

Antiochi Epiphanis in Iudaeos iniuriae 8. interitus 206.

Antiochus Eupator ib.

Antiocho bellum Romani inferunt 452.

Antiochus Epiphanes cornu magnum 131.

Antiochus Magnus 201.

Antiochus Epiphanes Aegyptum oppugnat 204.

Antiochus Epiphanes Hierosolymis grassatur 204.

Antiochus Eupator Hierosolyma violat 208. Antiochus deus a Tryphone

occiditur 215.

Antiochus Cyzicenus 217.

Antiochus Dionysius ab Iudaeis occiditur victor 221. Antiochus Epiphanes sub Claudio 287.

Antiochus Alexandri filius Tryphonis opera regno potitur 214.

Antiochus Nicanor ab Arsace solutus Syriae regnum recuperat 216.

Antiochi pii interitus to.

Antiochus Iudaeus popularium suorum calumniator 307.

Antiochus Grypus 218.

Antiochus Soter idemque pius 215. 216.

Antiochus Soter Tryphonem occidit ib.

Antiochus eunuchus B 40. Fit clericus B 41.

Antiochus a Graecis contra Romanos concitatus 447.

Antiochus Euboeam domat 450.

Antiochus Comagenes rex 519.

Antiochus frater Seleuco succedit 455.

Antiochus in Asia victus a Scipionibus 453 et 454. Antiochus puer a Demetrio

occisus 462.

Antipas Herodis filius 254. Antipas Galileae et Pereae tetrarcha 260. Antipas regno Iudaeae excidit 261.

Antipae reditus 200 talenta 264.

Antipater Macedoniam obtinet 127.

Antipater suspectus de nece Alexandri 197.

Antipater Idumaeus concordiam Syriani et Aristobuli turbat 215.

Antipater a Caesare Iudaeae procurator constituitur 226.

Antipater Herodis ex Doride filius natu maximus 229.

Antipater Malchi insidiis veneno tollitur 227.

Antipater fratres apud patrem calumniatur 246. Antipater in patris indigna-

tionem incurrit 255. Antipater accusatur 257.

Antipater Archelaum et Philippus fratres calumniatur ibid.

Antipatri auctoritas apud Gabinium 225.

Antipatri Romana profectio 254.

Antipatri uxor Antigoni filia 257.

Antipatri interitus 260.

Antipatri liberi 226.

Antipatri et Pherorae conspiratio 254.

Antipatri mater repudiatur 256.

Antiphili litterae ad Antipatrum 257.

Antonia Drusi maioris uxor 227.

Antonia Avia a Caio occisa 554.

Antonia Claudii filia 564. Antonia castellum templo vi-

cinum 244. Antoniae castitas 274.

Antonianum bellum civile 120. Cum Antonianis dissensiones 510.

M. Antoninus Verus a M. Aurelio Antonino adoptatus 591.

Antoninus Pius xvµıvoπçlστης appellatus 593. Supellectilem Caesaream vendit, ne cives exactionibus vexet 594.

Antoninus Severi f. 609. Antoninus et patri et fratri insidiatur 610.

Antoninus Caracalla 612. Antonini Pii decretum pro

Christianis 594.

M. Antonini philosophi sagati et togati acta 595. M. Antonini obitus 24 imperii anno 594. M. Antonini philosophi obitus, eiusdem Christiana legio 595.

Antonii potentia populo gravis 495.

Antonii funebris oratio in Caesarem 494.

Antonii licentia ex actis Caesaris 494,

Antonii provinciae post victoriam Philippicam 510.

Antonii clades bello Medico et Parthico 520.

Antonius cum S. Pompeio pacem facit 521.

Conspiratio cum Medo et insidiae contra Augustum 522.

Antonii statua sanguinem sudat 524.

Antonio testamenti recitatione conflatur odium ib.

Antonii mors 531. ab Augusto deplorata 528.

Antonii legatio ab Augusto repudiata 528.

Antonius Cauleas Patriarcha B 177.

M. Antonius 224. Herodi et Hyrcano favet 228. Mariammae et Aristobuli formam miratur 235. Herodi honorem habet 238 et 237. hostis iudicatur 496. Augusto infestus 495. eidem adversatur 328.

Antonii bello Mutinensi res gestae 497.

Antonius Cos. Caesari diadema imponit 499. Antonius crudelis 502.

Antonius Bruti cadaver honorifice sepelit 508.

Antonius Cleopatrae mancipium 10 511 et 524, eius amore fruitur 511.

Antonius bacchatur in Graecia 513.

Antonius Ventidio invidet 520.
Antonius Armenia dolo potitus in Aegyptum abit 521.
Cleopatram Octaviae praefert 521. A Cleopatra deceptus sibi ipsi necem consciscit 51I.

Antonius Musa libertinus medicus 534. in Aegypto etiam vincitur a Caesare 528.

Antonius a Minerva coniuge 100000 aureorum dotis exigit 647.

Antyllus Antonii filius Augusti gener 515. Fulviae et Antonii filius occiditur 531.

Anubis Paulinam amare fingitur 270.

Anulinus Diocletiani dominus 640.

Aorni Silvae 365.

Aothus Iosepho Iudas II Israelitarum iudex 50. 51.

Athenodorus Gregorii Mirifici frater 623.

Apastan B 256.

Apelles dux a Matathia caesus 205.

Apelles tragoedus 554.

Aper a Diocletiano occiditur 640. Aper magicus Comneni B 271.

Apes circa castra 506.

Aphecca 95.

Aphthardocitae haeretici B 70. Apis ab Augusto contempţus 531.

Apium examen in ore Leonis 54. Αποβατήφιον 29.

Apocapes Basilius B 27.

Apocrisiarius B 44.

Apollinaris psalterii paraphrasis B 35.

Apollo Romanorum socordiam castigat 422. Apollinis statua B 8.

Apollodori victima 195. Apollodorus Siculus Cleopa-

Apollodorus Siculus Cleopatrae minister 488.

Apollodorus ad Augustum deficit 517.

Apollonia Illyrici 402. a Philippo obsessa 424. relicta 437. Apolloniam redit Galba 444.

Apolloniates in Ionio sinu 381. Apollonii caedes 207.

Apollonium Africae promontorium 438.

Apollonius Danes Syriae pracfectus ab Ionatha vincitur 211. Apollonius Tyaneus Domitiani praedicit interitum 582.

Apollonius Martyr et Philosophus 602.

Απόμαχοι 407 et 581.

Apotanes 171.

Appiani Romani Historia 576. Appii Claudii ex Sabinis Romam migratio 337.

Appii Claudii intemperies et interitus 27. 347 et 348.

Appion Alexandrinus Iudaeos accusat 277.

Appius Caecus Pyrrho pacem negat 375.

Appius Claudius plebis inimicus 346. Messanam occupat 385.

Appuli castra Pyrrhi diri-

piunt 376. A primo capillo formula mo-

nastica B 140. Apsimari Tiberii imperium B 95. Apsimari interitus B 96. Apulia Dauniorum 417. 420.

L. Apustius Macedoniam va-

stat 444.

Aqua in cruorem mutatur 35. Aqua sterilis sale et precibus medicata 97. Aqua per medios hostes petita deo libatur a Davide 81. Aqua ebulliens sub dormitante 605. Aquae coniectura ex situ et plantis 477. Aqua intercus excantata Adriano 591.

Aquila augurium imperii Martiano Philippico Bardani, item Basilio Macedoni B 163. Aquila aurea ab Herode in templo dedicata 259. Aquila regni augurium 325. Aquila panem Augusto raptum restituit 495. Aquila Augusti 500. Aquilae pulsae a vulturibus 333. Aquilae victae malum augurium 507.

Aquileia olim, Zonarae Venetia 622.

M. Aquilius proditor Sibyllinorum oraculorum 331.

Ara ex Tordanis saxis 29, 59. Ara Iordania suspectas facit duas tribus 48.

Ara contra tyrannum non defendit 83.

Ara Ieroboami rumpitur 88. Arabes a Cyro subacti 164. Arabes ad Amanum 478.

Arabum quinque naves ex magna classe incolumes B 102.

Arabia subacta ab Herode 238. Arabia Petraea 478.

Aradia 504. Aradii 514.

Aramaei Syri 22.

Araspes Panthiae custos 155. Panthiae pudicitiam frustra tentat 157. Assyriorum consilia explorat 159. honorifice excipitur 160.

Araxis pons B 255. Ad Arbela pugna Alexandri et Darii 189.

Arbitrum aequum posse pati causae bonae signum 149. Arbor Nabuchodonosoris 86.

Arbor hominem significat 122. Arbor in coelum usque porrecta succiditur 123.

Arbores et silvae a barbaris cultae pro diis B 101.

Arca Noae 20.

Arcae Noae reliquiae ab Armeniis ostentatae ib.

Arca foederis 39.

Arca Silone collocata 57.

Arca capta a Palaestinis 58. Arca a vaccis in Iudaeam re-

vehitur ib.

Arca felicitat hospitem 73.

Arca Hierosolyma transfertur ib.

Arcae inscriptio fatidica B 115. Arcades annum quatuor mensium facientes 322.

Arcadiopolis B 39.

Arcadius Arsenii vitae insidiatur B 37. Arcadius veniam delicti ab Arsenio petit B 39. Arcadii obitus B 40.

Archelai in Armeniam impressio 222. solertia in Herode reconciliando 250. defensio et semissis paterni regni acceptus et 600 talenta reditus 263. 264. somnium et relegatio 264. Archelao regnum a Caesare confirmatum 261. Archelaus Cappadocum rex Alexandri socer 245. Archelaus Herodi se purgat 251.

Archelaus Herodis filius 254. Archelaus Iudaeae rex 260. ab Iudaeis accusatur 262.

Glaphyram dueit 264. Mariammen repudiat 266.

Archimedes Syracusarum defensor 424. Eius caedes 425. Archimedes B. 56.

Archistrategi fanum B 281. Arcus pro Iride 19.

Arcus cominus inutilis 172.

Ardamanes Persa B 71. Ardea 313.

Ardeatae Camilli adiutores 357.

Ardebae nautica solertia 396. Areobindi templum B 76.

Aretas Coelesyriae rex Iudaeos vincit 221.

Aretas Arabs Hyrcanum Hierosolyma reducit 222.

Aretas Pompeii iussu Hierosolymis recedit 223. Aretas Arabs Herodem oppugnat ob desertam filiam 271.

Aretae augurium de Tiberii obitu 272.

Arethas B 60. Aethiops B 72. Aretium Flaminii interitu nobile 412 413.

Argaeus collis B 163.

Argenteae drachmae 380.

Argenti librae 10 a Censoribus notatae 416. Argentum aere mistum ib. Argentum aere mollius 119.

Argos Nabidi a Philippo traditum 446.

Ariadna B 50.

Ariana haeresis B 9.

Ariarathes Cappadocum rex 455.

Ariarathi regnum a Romanis confirmatur 461.

Aridaeus frater Alexandri Magni 127.

Ariebes B 300.

Aries divitiarum nota 130.

Aries corniger Persicae monarchiae symbolum ib. Arietum ingens sonus 240 B 16.

Arii interitus B 23.

Ariminum ur s Galliae 401.
483.

Ariobarzanes a Cassio occisus 504.

Aristander vates 183. Aristander Alexandrum consolatur 193.

Aristae eminentes decussae 331.

Aristaeus Hebraeorum scripta convertenda esse monet 200.

Aristarchus Tarentinus Romam confugit 371.

Arithmetica ab Abraamo tradita Aegyptiis 22.

Aristobuli et Antigoni sanguis commistus 219. Aristobuli et Pompeii contentiones 223. Aristobuli tres filii et duae puellae 253.

Aristobulus Alexandri Ianneae filins 220.

Aristobulus Hyrcani f. Antiochum Cyzicenum vincit 217. Aristobulus II. regnum occu-

pat 222. Denuo capitur 224, Pontifex 221, 222.

Aristobulus cum quatuor liberis captivus Romam ducitur ib. Aristobulus a Pompeio adiuvatur et oppugnatur 8 223. a Pompeio vinctus 225. a Caesare in Iudaeam missus, veneno a Pompeianis tollitur 226.

Aristobulus Agrippae frater

272.

Aristobulus regnum Iudaeorum instaurat, .eiusdemque crudelitas in matrem et fratrem 219.

Aristobuli pontificis interitus

Aristocratia cum oligarchia

Aristoteles Alexandri Magni praeceptor 185.

Aristoteles suspectus de Alexandri obitu 197.

Ariustus pro Ariovisto 481. Arma aurea in templo 89.

Arma cremata 153.

Armathaï habitavit Samuel 59. Armatii proditoris caedes B 53. Armatius B 52.

Armenia 22, munitionibus destituta 150. Mediae contermina 149. subacta a Traiano 587. Armenia quarta

Armeniaca seditio compressa B 118.

Armeniaca stigmata ib.

Armeniae mons arcae Noae receptaculum 20.

Armeniae vires, 8000 equites, 40000 pedites, argenti talenta 3000. 150.

Armeniae rex Caracallae perfidia captus 603.

Armeniae montes gelu rigentes 619.

Armenianorum monasterium B 176.

Armeniorum motus 540.

Armeniorum et Nautarum seditio B 205.

Arphaxad Chaldaeorum conditor ib.

Arphaxad rex Medorum caesus a Nabuchodonosore 138. Arria Cecinnae uxor 561.

Arsaces Parthorum rex Demetrium Nicanorem capit 215.

Arsacides Parthici regni conditor 619. Arsacidae B 163. Arsacins 39.

Arsenius Scetim abit in solitudinem B 37.

Arsenius Arcadii et Honorii praeceptor B 36. Eorundem liberalitatem aspernatur B 38.

Arsinoe soror Cleopatrae impulsu occisa 234.

Artabanus ab Izate in Parthiam reducitur 284.

Artabanus Parthus filium Darium dat obsidem Tiberio 271.

Artabanus 614. Postremus Parthorum rex 619. Pseudoneronem Romam reducturus 578.

Artabasdus Armenius B 21. rex creatur B 107.

Artabasdi elogia ib.

Artagerses 161. Artagira 540.

Artaxerxes Longimanus 135.

Artaxerxes uxoris suae formam ostentare cupit 178.

Artaxerxes, qui et Cyrus, Xerxis filius, quintus rex Persarum ibid.

Artaxerxes vel Artaxares Persa 642.

Artaxerxes Persarum rex ib. Eiusdem 400 legati ad Alexandrum Severum 619.

Artaxes ab Antonio profligatus 521.

Artemidorus Cnidius Caesari insidias indicat 491.

Artemius, qui et Anastasius imperator. B 98.

Artemius Alexandriae dux et martyr. B 23.

Artemii interitus B 102. Arterii somnium de Augusto

Arundineus baculus infirmum fulcrum 110.

Aruntis et Bruti interitus 336. Aruspex Veiens 352.

Aruspicis Etrusci dolus 332. Arx eversa, ne urbi ex ea periculum crearetur 215.

Arzis vivi direptio B 251. Asa quintus rex Iudaeorum 89. Asa Aethiopes vincit 90.

Asa Turcus a Mediae principe vincitur B 256.

Asael Damasci regem suffocat 102.

Asahel Ioabi frater ab Abenero caeditur 72.

Asahel Syriae rex ungitur ab Elisaeo 101.

Asamonaei 8. Asamonaeorum familiae principatus duravit annos 168. 234.

Ascalon 58.
Ascanius Rutulos profligat 313.
Asclepiades Antiochenus episcopus 612.

Asclepiodotus 641.
Ascletarionis praedictio 58.
Ασέβεια είς αὐτοκράτορα 571.
Aseneth uxor Iosephi 29.
Aser 25.

Asia superior australis et septentrionalis B 26.

Asiatici cognomentum Scipioni tributum 564.

Asiaticus a Claudio interfectus 564.

Asini maxilla pro gladio et fonte 54.

Asini ungula Stygiam aquam continet 197.

Asmodeus daemon 143.

Aspar Patricius Leonem imperatorem creat B 49.

Asparis et Ardaburii supplicium B 50.

Asparis in restinguendo incendio diligentia B 51.

Aspathines 171. Aspathines vulneratur 172. Aspidis morsus lenissima mors

530. Aspis Libyae urbs a Romanis occupatur 390.

Assaron Mannae cur collectus

Assuerus Cyaxares 132. Assyrii ab Assur 22. S

mitis caesis ab Abrasmo caedunturio, divinitus caesi 111. regni evertendi occasio 146. Assyrii in Lydiam profectio 158.

Assyriorum fuga 150.
Assyriorum copiae 160.
Assyriorum potentia 149.
Assyrius Achazo auxilium ferens, Syros et Israelitas affligit 109.

Assyrius dum Medis insidiatur, se ipsum evertit 149. Astrologi Italia pulsi 565. Attus Navius 326.

Astrologorum de Constantis obitu praedictio B 15. Astrorum-utilitates 16. Astronomi Vitellio diem interitus denunciant 574. Astrum gladio simile 302. Astyages rex Medorum 140. Atellanorum migratio ad Hannibalem 427. Athamania Thessaliae 444. Athanasina B 9. Athenae liberatae a Lucio Apustio 444. Άθηναιον 605. Athenais dicta Eudocia B 41. Athenarum inscriptio pro Pompeio 477. Athenarum moenia sub Valeriano instaurata 630. Athenienses Xerxis victores Athenienses pacem cum Alexandro faciunt 185. Athenienses Romanorum amici 403. Athenienses Bruto et Cassio statuas decernunt 503. Athenodori commentum ad exprimendam Augusti lasciviam 544. Athingani B 124. Athinganus Miehaeli praedicit imperium B 135. Athypotheodorus B 208. Athyra B 290. Atlas mons 608. Atra urbs Arabiae soli di-

cata 607.

Atticus B 40.

C. Attilius 396.

Attilius Latinus 388.

nis frater 461. Attali obitus 447.

Attalia Pamphyliae urbs 487.

Attalus 436. 444. 445. Eume-

Atticus Herodis rhetoris pa-

ter thesauro ditatur 584.

Avaritia et consilii infirmitas Aventinus 314. Aves ex aquis 16. Aves rapaces malum significant 252. Aufidus fluvins 417. Augurium irritae pacificationis B 187. Augustodunum B 13. Augusti Caesaris obitus et anni imperii vel 57 vel 43. aetatis 77. 267. callida cum Antonio et Lepido collusio 499. consulatus ib. monarchiae signa 495. Augusti et Antonii bellum, pax rursus 511. Augusti Aegyptiacus triumphus 532. deponendae monarchiae simulatio 532. partitio provinciarum et decennia 533. provinciae post victoriam Philippicam 510. ratio administrandi imperii morbus et testamentum ib. appellatio ib. nepotes degeneres 539. eorundem obitus 540. moderatio et liberalitas ib. statua fulmine icta 543. Augusti testamentum et libelli 544. obitus principio parum luctuosus ib. Augusto diuturnitas imperii profuit 578. Augustus Herodi dat potestatem mulctandi filios ib. Augustus tribunatu ab Antonio deiectus 495. Augustus clemens 502. Augustus Antonium neque vincere neque vinci vult 506. Augustus Dyrrachii aegrotat ibid. cum S. Pompeio redire

in gratiam frustra cupit 510. 511. plebem primum facit suam 495. militiam conscribit 496. ob ludibria Senatus ad Antonium deficit, et contra Cretenses cretizat 498. Fulviae gener 500. Scriboniam ducit 511. Pannonios domat 521. Cleopatram simulatione amoris decipit 528. Alexandri cadaver visit 531. Augustus ab amicis admoneri se passus 586. provincias invisit ib. Pollionis crudelitatem coercet 537. Lucium et Caium Agrippae filios adoptat et imperii successores designat *ib*. obviam sibi procedi non vult 536. portuni militis causam agit 538.

Augustus iudicium violentum contra Caesaris percusso res exercet 272.

Augustus Octavius Caesar imperator 10.

Avitus Pseudantoninus Heliogabalus. (Vide Heliogabalus) 616.

Aulici loco movent quem superiorem fore credunt 119.

Aulus Plancius in Britannia 562.

Aurargenteum vectigal B 55. Aurea ornamenta et vasa olim honoris ergo concessa 173.

Aurelia familia cum Commodo privata imperio 601.

Aureliani responsum de Paulo Samosateno 635.

Aureliani triumphus 637, Caedes ib.

Aurelianus insidiarum contra Galienum particeps 634.

Aurelianus imperator 636.

Aurelius Cos. contra Gallos 363.

M. Aurelius Antoninus Verus Philosophus 565. imperator designatur 591.

Aurelius Liparam traiicit 393.
Aurelius Heliogabali maritus
ab Hierocle enervatur 620.
Aurelius cum Posthumo col-

ludit 632.

Aureolus Geticus Ingenuum tyrannum profligat 631. Item Macrinum et Macrianum 632.

Aureoli seditio contra Galienum 634, interitus 635.

Aureum Commodi seculum, fortassis Aurelium 600.

Aureus nummus imperatoris imagine duntaxat insigniendus B 92.

Auri 1000 librae Gallis promissae 358.

Auribus mutilus rei venereae deditus 171.

Auris altera reo integra servata 191.

Aurum argento mollius 119. Aurum felicitatis signum ib. Aurum et ferrum imperii nervi 636.

Auspicia tribunorum temeritati opposita 346.

Austrinus aër insalubrior B

S. Auxentii collis B 163.

Axanis Sultani humanitas erga Diogenem captivum B 284. Axius Bardarius B 225.

Azarias Propheta Asam ad pietatem hortatur 91.

Azarias pontifex 107.

Azarias XIII rex Israelitarum ib.

Azarias Abdenago appellatus 118.

Azizus Emesorum rex 288.

Azotus Palaestinae urbs 58. Azymorum festum Pascha 113.

В.

Baalicus cultus Hierosolymis tollitur 104.

Baalici sacerdotes ab Ieho interfecti ib.

Baalis statuas evertit Ioramus 96.

Baalici sacerdotes Eliae iussu occiduntur 92.

Baanes Heptademon Armeniae proditor B 95.

Baanno victus a C. Scipione 412.

Baar radix, daemoniorum fugatrix 308.

Baasas III rex Israelitarum 89.

Baasae familia exstirpatur 161.

Baaspracan olim Media B 256. Babylas Antiochenus episcopus 623.

Babylae martyrium 626.

Babylon septem annos rege caret 123.

Babylon hiberna Persicorum regum 168.

Babylon Alexandro fatalis 196, Babylonem non videre et captivum Babylonem perduci 114.

Babylonia captivitas ab Hieremia praedicitur 115.

Babylonium regnum a Medis et Persis evertendum ib.

Babylonii Manassem capiunt 111.

Babylonii pueros captivos diligenter erudiunt 118.

Babylonii viginti annorum commeatu instructi, Cyri obsidionem rident 164.

Babyloniorum lingua Syriaca 165.

Babylonis structura 20.
Babylonis captivitas 164.
Bachides in Iudaea grassatur 208.

Bachides Iudam caedit 210.

Bactriani 22. Baculus fit serpens 35.

Baculus Aaronis reflorescit 42. Baethel 26.

Baethel capitur 48.

Bagda urbs antiqua Babylon B 145.

Bagoas dux copiarum Artaxerxis, Iudaeis infestus 182. Bagoas Herodis Eunuchus 254.

Baimundus simulata morte domum redit B 303. Baimundus iu oriente ab Ale-

xio deficit et pacem cum eo facit ib.

P. Balbinus imperator 622.
Balacus Madianitarum rex
Israelitas devovere conatur 43.

Balaamus Israelitis bene precatur ib.

Balaami asina loquitur ib.
Baladan Babylonius Ezechiae
amicus 111.
Baleares 435.

Balista Macrini praefectus equitum 632.

Balistae iuteritus 634. Balla 25.

Balsamum in Palaestina 85. Baltasar pro Daniele 118.

Baltasaris Babylonii regis caedes 165.

Baltasar postremus Assyriorum rex 123. eius luxus, profanatio sacrorum, et blasphemia ib. Baltasaris somnium 7.

Baltasar Nabuchodonosoris deus 122.

Banaeas Salomonis carnifex, fit imperator 83.

Banes palus B 116.

Banno 412.

E Baptismate susceptio impedimentum coniugii B 200. Bara dux ab Hormisda deficit B 75.

Bacarus IV Israelitarum iudex 51.

Barangorum motus B 304. Barbari perfidi 89.

Barbari dei potentiam ignorant 124.

Barbae semirasae ignominia

Barbarica vestis offendit Macedones 191.

Barbarus cane deterior 65. Barbari aliter tractandi quam Graeci 188.

Barbari fidem imbecillioribus non servant 114.

Bardae potentia et instauratio philosophiae B 160.

Bardae chlamys delapsa malum omen B 166.

Bardae incestus B 162. Bardae interitus B 165.

Bardae interitus B 165.
Bardae Scleri cum Scytha
monomachia B 209.

Bardae Scleri defectio B 216. Bardanes Turcus B 446.

Bardarius Axius B 122.

Bardas B 156, 157.

Bardas Phocas bellum in oriente gerit B 196.

Bardas Sclerus Rossos domum redire cogit B 210.

Bardas Sclerus Babylone aufugit B 221.

Bardas Sclerus cum Basilio redit in gratiam B 222.

Bardas Scierus a Phoca Bardavictus a Babylonio Chosroë in carcerem coniicitur B 218, 221.

Baris urbs B 169.

Baris Asamonaeorum in Antoniam mutata 244.

Barnabazus insidiarum Artaxerxi structarum index 179. Baruchus Hieremiae scriba 114.

Baruchus homo eloquens 116. Βαρυτέρφ φρονήματι χρώμενος 320.

Barzapharmanes 230.

Basilinarum excidium 421.

Basilius Alexandrinus haereticus 592.

Basilacius ob affectatum regnum occiditur B 164.

Basilacius capitur a Turcis B 282.

Basilii Magni legatio ad Valentem et miraculum B 31. Basilii mores et arrogantia B 225.

Basilii obitus B 227.

Basilii coniugium et imperatoria dignitas B 166.

Basilii Agarenicus triumphus B 168.

Basilii bellum Syriacum ib. Basilii liberi expeditio Agarenica ib.

Basilii templorum aedificationes B 172.

Basilii Macedonis natales, et augurium adipiscendi imperii B 163.

Basilii Macedonis interitus B 176.

Basilii Macedonis in fame liberalitas B 207.

Basilii Porphyrogeniti prudens moderatio B 216.

Basilii cubicularii calamitas et interitus B 222.

Basilii expeditio Iberica et Phoenicica B 223.

Basilii thesaurus B 225.

Basilii Bulgaricus triumphus B 227. Basilinae 421.

Basilinus ex remige imperator B 167.

De Basilio somnium aeditui S. Diomedis B 164.

Basilio praedictum imperium a Peloponnensi monacho B 173.

Contra Basilium coniuratio vindicata B 168.

Basiliscus imperio occupato Chalcedonense concilfum abrogat B 52.

Basiliscus locus B 70.

Basilisci interitus B 52.

Basilius a Peloponnensi vidua adoptatur B 160.

Basilius Michaelem Theophili filium caedit B 167.
Basilius Pattesinsidistor Leo-

Basilius Pectes insidiator Leonis B 178.

Basilius Romani pueri filius B 196.

Basilius servatorem suum occidit ib.

Basilius cubicularius B 199. Nicephori cognatos relegat et exules revocat B 208.

Basilius Contostephani fraude a Bulgaris profligatur B 220.

Basilius rebus gerendis intendit animum B 222. Rebus secundis insolescit B 221. Basilius Abasgos domat B 227.

Basilius Bulgaros ad Axium fugat B 225. Bulgaria potitur B 174.

Basilius Malesa captus B 288. Basilius Bogomilorum haeresiarcha 300.

Basolamasnos et Calceos Caligulae inventum 558.

Bassianus Mammacae ab Heliogabalo adoptatur 608. Bastitania 431.

L. Bastus belli Iudaici reliquias conficit 308.

Batazes caecatur B 253. Bathylus Antipatri libertus veneni minister 255.

Cn. Bebius victus ab Hamilcare et Gallis 445.

Bebryces Narbonenses 406. Bel deus Syriorum 63.

Beleseel 39. Belisarii triumphus Africa-

nus B 66. Belisarii et Narsetis dissidium

B 69.

Belisarii expeditio Italica B 68. Belisarius Africam recuperat B 65.

Belisarius in ordinem cogitur B 70.

Belisarius ob calumniam affectati regni ex Italia revocatur B 69.

Bella non odio hominum, sed cupiditate imperiorum geruntur 188.

Belli tempore urbe exire suspectum et periculosim 115. Belli inter Antonium et Au-

gustum causae 522.
Benefactores apud reges Persicos in commentarios relati 179.

Bello elapsos murus opprimit 94.

Bellum deo auctore susceptum spem victoriae bonam facit 25.

Bellum propter defectionis suspicionem illatum 114.

Bellum non prius indictum quam illatum 150.

Beneficentia rebus secundis crescere debet 146.

Beneficia hostes in amicos mutant 159.

Beneficia petitionem haud facile repudiari sinunt 200. Beneventum 425. Benignitas impudentiores facit 56.
Beniamin 23.

Beniamitae Hierosolymis tributum imperant 48.

Beniamitica tribus apud Roboamum manet 87.

Beniamiticum bellum ob stupratam Levitae uxorem 48. Beniamitis raptus puellarum

conceditur 49.

Berenice nubit Aristobulo 206. Berenice Agrippae filia 282. Berenice suspecta incestus cum fratre 287.

Berosus meminit diluvii 19. Beroe Irenopolis appellatur

B 116.

Berroea vastata B 197. Berroea dedita Basilio B 225. Beryllus Neronis paedagogus

289. Betsaba 74. Βέσβιον ὄφος 288. Besti supplicium 191.

Bestia regnum significat 129. Besurae obsidio 213.

Bethsemani Arcam recipiunt 58.

Bethuliae obsidio 139. Bibere lambendo 51.

Biblia aureis litteris descripta in membranis 200.

Έπι ταϊς βίβλοις τῶν ἀξιώσεων τεταγμένος 564.

Bibliothecae Alexandrinae 200000 librorum 200.

Bibliothecae Alexandrinae conflagratio 488.

Biduum pro uno die habitum in venatu 147.

Bithiae castellum expugnatum 469.

Bithias Carthaginensibus frumentum mittit ib.

Bithys filius Eoty redditus 461. Bizya oppidulum B 139. Bizantium triennio a Severo obsessum 606.

Bizantii moenia ib.

Blachernia aedes Deiparae B 46.

Blachernii templi conflagratio B 281,

Bladimerus Rossus B 221.

Bladisthlabi Ioannis uxor Basilio deditionem facit cum 12 liberis B 226.

Bladisthlabus Ioannes B 134. Blasphemiae in deum et regem atrocissima calumnia 93.

Bodes Cn. Cornelium Carthaginem mittit 387.

Bocotia a Flaminio et Attalo subacta 461.

Bogas B 186.

Bogomili B 301.

Boii 400. 402. 403. A Romanis subacti 404. Agri parte mulctantur 401. Posthumium Albinum cum exercitu caedunt 423.

Boiditzes Amorii proditor B 152.

Boilas Romanus Monomacho callidissime insidiatur B 260. Boisthlabus Stephanus Scy-

tha Illyrios vexat B 248. Boleti Claudii 567.

Bologudes Hungarus, perfidus apostata a Francis in crucem sublatus B 194

Bombyces Constantinopolim allati B 70.

Bonitas nimia opportuna insidiis 116.

Bonus Patricius B 84.

Bonus moritur, mali supersunt 89.

Boozus 55.

Borilus Botaniatae servus B 293.

Borises Bulgarus B 199.

Borises rex Bulgarorum a Zimisce liberatur B 211.

Borises magister declaratur B 215, 401, 630.

Bos loci nomen 81. 295.

Bos Dianae a Romano immolata 328.

Bos mas et femina iuncti 316.

Bos agnam parit 302.

Bos humana voce locutus 409. Botaniatae acta rescinduntur B 27.

Botaniates Nicephorus B 274. Botaniates Nicephorus imperator salutatur B 289.

Botaniates novas tabulas conficit B 292.

Botaniates Mariam vivente marito ducit B ib.

Botaniates ob servorum improbitatem invisus B 293.

Botaniates ex imperatore fit monachus B 296.

Boves pro anni qualitate 29. Boves calamitatem significant

et mutationem 264. Boves cum facibus 414.

Braca B 125.

Brachia destruunt caput 119. Brachia duo et humeri *ib*.

Brachia nota corum quae sunt initio proxima ib.

Ad Bragadam flumen 391. Brennus Gallorum dux 355.

Bringas Iosephus cubicularius B 199.

Britannia 609. a Claudio domita 562.

Britanniae longitudo et latitudo 609.

Britannicus Claudii filius 287. Britannicus sive Cl. Tiberius Germanicus Cl. f. 562.

Britannicus novercae Agrippinae insidiis negligitur 563. Britannicus calumniis Agrippinae fatuus habetur 566. Britannicus a Nerone veneno tollitur 659.

Britannicum bellum sub Com-

modo 598. Britannicum stratagema 609.

Britannionis ducis Illyrici defectio et reconciliatio cum Constantio B 16.

Brochamii B 281.

Brundusii expugnatio et portus 380. memoratur 424.

Bruttium 429, 437.

Bruti duo filii securi percussi 334.

Bruti et Aruntis interitus 335. Brutus M. Bruti pater occisus a Pompeio 474.

M. Brutus Macedoniae praetor 498.

Bruti clades et interitus 507. Brutus a Caesare conservatus 486.

Brutus Albinus Caesarem in senatum pellicit 491.

M. Brutus contra Caesarem incitatur 491.

M. Brutus ab Antonio et Augusto oppugnatur 500.

Bruti et Cassii apparatus contra Augustum et Antonium 503.

Brutus Caesarianum cornu vincit 506.

Bryas B 145.

Bryennii Nicephori seditio B

Bryennii potentia et eruditio B 306.

Bryennius Nicephorus B 282. Bryennius Ioannes a Ruselio profligatur B 291.

Bryennius dum regnum quaerit oculos amittit B 292.

Bryennius ab Opsara caeca-

tus ad imperatorem mittitur B 291.

Bubo Agrippae auspicium 275. Bucellariorum dux B 118.

Bucephalus equus 184. Bucephalus raptus ab Hyrca-

nis 191,

Bucephali obitus et luctus ob eum 194.

Bucoleon B 187. 208.

Budim B 225.

Bulgaria tota subigitur a Basilio B 226.

Bulgari B 56. Iidem qui et Mysi B 55.

Bulgari incantationibus et praestigiis utuntur B 57. Bulgari Thomam invadunt B

138. Bulgari Christiani fiunt B 155. Bulgari ob mutatam religio-

nem seditionem movent B

Bulgari agro a Theodora donantur ib.

Bulgari ab Arabe quodam machinas bellicas fabricare edocti B 162.

Bulgari victi B 186.

Bulgarica pax B 112. Bulgaricae expeditiones et

clades B 185. Bulgarici regni motus B 199.

Bulgaricum foedus B 156. Bulgaricum bellum sub Leone philosopho B 177.

Bulgaricum bellum sub Basilio porphyrogenito B 220. Bulgarorum victoria in Illy-

rico B 57.
Bulgarorum grassationes sub
Philippico B 98.

Bulgarorum dux Crumus. V. Crumus.

Bulgarorum rebellio et recuperatio B 169.

Bulgarorum grassatio B 188.

Bulgarorum 20000 in carcerem coniecta B 213. Bulgarorum 15000 caecata a

Basilio B 226.

Bulla Felix, latro 609.

Burrus magister Neronis 568. Busiridis urbis excidium 640. Byrides B 138.

Byrsae partis Carthaginis obsidio 468.

Bysus Thrax dynasta Andrisci proditor 466.

Byzantium a Comnenianis diripitur B 291. Byzantii veteris descriptio B 7.

C.

Castus Levis filius 33.

Cabala castellum B 180.
Cadavera alitibus et feris obici miserabile obiectum 66.
Cadaveribus principum bar-

Cadaveribus principum barbarus hostis insultat 70.

Cadavera edunt Carthaginenses 469. Caddusii temeritatis suaedant

poenas 156.

Caddusiorum ad Cyrum defectio 154.

Caduceus cum hasta 402. Caeci et claudi urbis defensores 71.

Caecilius Bassus S. Caesaris interfector 227.

Caecilius Metellus in Sicilia 398. Andriscum caedit 466. Hasdrubalem ad Panormum vincit 394.

Caedes hominuminterdicta 19. Caedes per speciem arcani colloqui 72.

Caedes ulcisci caedibus, nisi propter exemplum esset necessarium, crudele et stultum videretur 75.

Caedes iniustà caveri tam

magistratuum interest quam reorum 119.

Caedium expiatio 319.

Ad caelum extolli, expugnare religionem 131.

Caelum ardens 404. 542.

Caelum ardere visum quo die Nero est adoptatus a Claudio 565.

Caeninensium clades 317. Caesar Ioannes fit Monachus

B 300.
S. Caesar a Caecilio Basso

occisus 227. Caesar de proditoribus 31,

Caesar regnum affectat 482. Tribunis potestatem abrogat 491. occiditur 531.

Caesar Pompeio suffragatur 476.

Caesar populum sibi conciliat 481.

Caesar Italia 60 diebus potitur 484.

Caesar Pompeii interfectores ulciscitur 488.

Caesar post victum Catonem senatores occidit 490.

Caesar dictator perpetuus ib. in Africa uno die tres exercitus vincit ib.

Caesar diadema recusat 491. Caesar 23 vulneribus confossus ad Pompeii statuam confugit ib.

Caesar Augustum instituit atque adoptat 495.

Caesari mutatio ab aruspice praedicitur 485.

Caesari superbia odium et exilium parat 491.

Caesari ab assentatoribus decreti honores 492.

Caesaris et Pompeii dissidium 482.

Caesaris somnium de matre 483.

Caesaris fortuna in navicula, tempestate et mediis hostibus 484.

Caesaris navigatio temeraria, dictatura, consulatus, Hispaniarum occupatio ib.

Caesaris clades et periculum ibid.

Caesaris ab Achilla periculum 489.

Caesario Cleopatrae et Caesaris filius ib.

Caesaris dictatura ib.

Caesaris ambigua vox de Catone 490.

Caesaris nomen ib.

Caesaris in Hispaniis periculum ib.

Caesaris praeclari conatus morte interrupti tb.

Caesarea maritima Stratonis turris 219.

Caesarea Cappadociae 400000 hominum habitata, expugnata a Persis 630.

Καισάρειοι 599.

Caesariensium in Agrippam defunctum petulantia 282.

Caesariensium Iudaeorum seditio 289.

Caeso Fabius 344.

Caiphas Iosephus pontifex 267.

Caii insolentia 278. Caii nuptiae 551.

Caii Caligulae imperium 553. Caii expeditio contra Armeniam et interitus 540.

Caii liberalitas, profusiones, libidines et importunitas 553. 554.

Caio Calpurnio Pisoni Cornelia Orestina rapitur 555. Cainan Arphaxadi filius 22. Cainan vivit annos 916 18.

Cain 17.

Caius Caligula III Caesar 272. Caius Herodis deliciae 181.41. Caius Tiberio gemello imperium praeripit 275.

Caius Petroni ominatur, et exoratus ab Agrippa statuae collocationem omittit 278.

Caius Agrippae et Iuliae filius 536.

Caius Caesar. Vide Caligula. Caius Germanici filius 546.

Caius Tiberium suffocat 551. Caius a Tiberio destinatus

imperio ib.
Calabri et Siculi vexati a

Leone Iconomacho B 106. Calabria Graccho mandata 424. subactaa Romanis 380.

Calabrya locus Bryennio funestus B 292.

Calamitas ad meliorem frugem perducit tyrannum 12. Calamitosis insultare est pes-

simi atque etiam stultissimi hominis 181.

Calamitatum causae sunt peccata 74.

Calaphates Caesar appellatur B 240.

Calaphates avunculo Michaeli invisus B 243.

Calaphates Orphanotrophi opera potitur imperio: eius natales et mores 243.

Calaphatae ingratus animus in Orphanotrophum B 243. Calaphates castrat cognatos.

et Zoen relegat B 244. contra Calaphatem seditio ib.

Calaphates et Constantinus excaecati relegantur B 245. Calcei militares clavati 298. Calcei purpurei insigne im-

Calcei purpurei insigne imperii B 167.

Calceorum oscula 158. Calceorum discrimen 328. Q.Calenus de Antoniano bello

Q. Calenus de Antoniano bello 496. Caligulae inconstantia et perversitas 554. in multis delictis pauca recte facta 555. Caligulae sanguinarius animus ib.

Caligula filius locupletum senum et anuum 556.

Caligula alienatis amicis insidiatoribus fit opportunus 557.

Caligula deorum omnium personas agit 558.

Caligulae templa et divini honores 559.

Caligula Salmoneum imitatur ibid. se deum facit 574.

Caligula unam cervicem habet 560.

Caligula quarto imperii anno occiditur ib.

Caligulae scrinia venenorum 561.

Callinicus Syrus ignis Graeci inventor B 90.

Callinicus Patriarcha caecatus relegatur B 96.

Callirrhoneae thermae 260. Callistus Claudii libertus libellorum supplicum magister 564.

Callistus Romanus episcopus 618.

Callistus Persarum grassationes coercet 630.

Calocyrus Chersonius B 206. Calocyrus per Rossos regnum affectat B 210.

Calor spiritum suavem facit 183.

Calpurnia ab Agrippina vel acta in exilium vel occisa 565.

Calpurniae Caesaris uxoris somnium 491.

M. Calpurnii tribuni egregium facinus 389. Calpurnius Crassus Nervae insidiator 584.

Calumnia innocentiam opprimit 93.

Calumniae atque insidiae tandem intelliguntur 125.

Calumniae tela oblique emittuntur ib.

Calumniator locupletatur 77. In Calumniatores dictum Iuliani B 25.

Calumniatoribus subornatis partes defensoris suscipere 246.

Calumniatoris eadem poena quae sontis 124.

Calumniatorum poena 273. Calydonii 609.

Camarina infeliciter tentata a Romanis 388.

Cambyses Aegyptum et Aethiopiam subegit 126.

Cambyses I. rex Persarum 146.

Cambyses anno 7 regni subacta Aegypto perit 171. Cambysis de Smerdi somnium

170. Cameli binos sagittarios gestant 159.

Cameli 5000 190.

Cameli equis formidabiles 163. Camerini excidium 338.

Camilli voluntarium exilium 356. obitus 360.

Camillus Faliscos in deditionem accipit 354. Romam a Gallis liberat 357.

Camillus tertium dictator 358. item quartum et quintum ib. et 360.

L. Camillus dictator Gallos vincit 361.

Cammyzes Eustathius B 306. Campania fertilissima 413. Campani adiuti a Tito 579. Camulianus B 118. Cananaei rebellantes cladibus afficiuntur 48.

Candor iudicandi B 46.

Candor integritatis nota B 112. Canibus perquisitae latebrae 402.

Canicleum monasterium B 153 et 296.

Canis mirificus B 64.

Canis humana voce loquens 333.

Canis mortuus non mordet 487. Cannae 417. 418. 426. Clades Cannensis 433.

Canusium 419.

Capilli mulierum pro funibus 464. 606.

Capita 4 regni quadripartiti nota 127.

Capitolii aedificatio 332. 333. Capitolium a Sabinis captum 317. A servis et exulibus occupatur 346. Soliis Boiorum ornat Aemilius 403.

Capnicum B 123.

Cappadoces Mescheni 21. Cappadoces Cyro subacti 129. Cappadociae status 461. Caprae cor pro homine 65.

Caprae palus 319.
Captivae obitus ab adolescente victore deplorari suspectum 161.

Captivam tueri pudicitiam magnum quiddam 158.

Captivarum mulierum, praesertim nobilium, pudicitiae consulendum ib.

Captivi populares gratis dimissi 108.

Captivi de industria dimissi, quo explorator pro transfuga habeatur 160.

Captivi ignominia notati 375. in augustiis praemissi 379. inter se commissi 410.

Captivi Romanis insidiantur 388.

Captivorum permutatio 398. Captivi pro desertoribus supplicio affecti B 172.

Capuanus legatus pro salute patriae se devovet B 299. Captivi prostrati calcantur a

victore Sultano B 284. Captivis tantum domini mutatio imperata 109.

Captivorum cadavera in foro insepulta abiecta 144.

Capua urbs amplissima 413. a Laevino occupata 373. recepta a Romanis 426. 427. Capuani Hannibalem recipiunt 420.

Capuani magistratus arte erepti furori populi 420.

Capuanorum mulcta 427. Caput Posthumi Albini phiala Boiorum 423.

Caput pulvere conspersum in luctu 76.

Caput initii nota 119.

Caracallae ad milites et senatum oratio 688. Eiusdem grassationes et fratricidium 612.

Caracallae imperium ib. Morbi et furiae 613.

Caracallae necromantia, delatores, speculatores ib.

Caracallae Parthica expeditio 614.

Caracallae vestimenti genus ibid.

Caracallae caedes ib. Praedictus necis dies ib.

Carbo a Pompeio occisus 473. Eiusdem tyrannis ib.

Carcer ab Albino Hierosolymis apertus 290.

Cardamus Bulgarus B 118. Cares seditione laborantes Cyro se dedunt 164. Caria a Gordiano tertio recuperata 623.

Cariani aedes B 158.

Caricini 380.

Caricis defectio B 298.

Carini insolentia et interitus 639. Carnium abstinentia ex luctu

B 200.
Carmonium Cleonatrae ancilla

Carmonium Cleopatrae ancilla 530.

Caro in animae sanguine non edenda 20.

Carolus rex Francorum B 115. Carolus Magnus Romanorum imperator a Leone appellatur B 120, 121.

Carolus Magnus Irenes nuptias ambit ib.

Carpocrates haereticus 592. Carra 25.

Carrae 614.

Carthaginenses P. Scipionem timent 438. Item Pyrrhum 377.

Carthaginenses bis victi Siciliam repetunt 393.

Carthaginenses insidiosam pacem aperto bello commutant 440.

Carthaginenses sociis suis malam gratiam reddunt 392.

Carthaginenses pacem a Romanis impetrant 399. 443.

Carthaginenses a Romanis hostes iudicantur 401. Romam tendunt 402.

Carthaginenses ob reparatas copias bello petuntur a Romanis 463.

Carthaginenses male cogitantes coerciti 402.

Carthaginenses secundum bellum Punicum decernunt 406.

Carthaginenses cadaveribus vescuntur 469.

Carthaginensium potentia et rex 382.

Carthaginensium causae contra Romanos ib.

Carthaginensium obsidum et servorum tumultus 446.

Carthaginensium et Masinissae controversia 450.

Carthago ex parte capta 467. nova condita 402. a Scipione capta 430.

Carthago Romanorum facta colonia 471.

Carthaginis excidium 469. solum diris imprecationibus obstrictum 470.

Carthago captivos permutare recusat 428. L. Iunium capit 397.

Carthalo 428.

Carta portus B 150.

Sp. Carvilius Corsicam recuperat 401. Samnites domat 379.

Carus imperator 638. eins patria atque interitus 639. victoria Persica 638.

Casca primus ferit Caesarem
491.

Caspium mare et Hyrcanum 191.

Cassia sive Icasia B 142. Cassianum bellum civile 120. Cassii Clementis apologia 606. Cassius in Iudaea 226.

C. Cassius in Syria pecuniam facit 227.

Q. Cassius Liparam temere tentat 393.

Cassius Syriae praetor 498. Cassius in Asia pecuniam et militem ad civile bellum cogit 504.

Cassius ab Antoniano cornu victus necem sibi consciscit 507.

Cassius Chaerea insidiator Caligulae 560.

Cassius Parthos vincit 595. Cassius praestantissimus imperator mota seditione perit 596.

Castella non dedita nisi domini autographon iuberet 223

Castella 1000 capta a Pompeio 480.

Castella Iudaeorum quinquaginta eversa 590.

Castigatio lenis delicti levioris 190.

Castor Titum eludit 294. Castor Severi servus 610.

Castor severi servus 610.
Castor sive Evodus occisus a
Caracalla 613.

Castoria B 298.

Castra undique custodienda 153. Castris hostium captis edictum ib.

Castratio a Nerva sublata 584. Catacalo Ambuatus B 289. Messanam oonservat B 238. Cataquila B 136.

Cataraci dictum de Romanorum avaritia 365.

Cataractae coeli 20. Catasyrtae locus B 187. Cathari haeretici 627.

Catilius 591. Catizites magus 171.

M. Cato pacem Carthaginensem contra Nasicam dissuadet 463.

M. Cato Carthaginensibus iniquus 469.

Cato Pompeii mutationem solus probat 485. Pompeio adversatur 480.

Cato et Scipio victi in Africa a Caesare 489.

Catonis interitus 490.

M. Catonis filli fortis interitus 508. Catuli somnium de Augusto 495.

Catyllus Cyrenarum praeses

Caucasiae gentes 478. Caudinae furculae 364. Cedoctum B 127: Cegenes Pazinaca B 257.

Ceila direpta 67.

Celadion Alexandrinus episcopus 594.

Celeres Romuli satellites 820. Κέλητες επποι 854.

Celeris interitus 288.

Celtiberi arte tractati a Catone 447. se cum Romanis conjungunt 431.

Cenchrea capta a Romanis 446. Cendebaeus Antiochi Soteris dux ab Ionatha superatur

Censorum iusiurandum 350. Censorum munus et potestas ib. Censura Augusti 536.

Censurae institutio 850. C. Centenius ab Hannibale caesus 413.

Cl. Cento legatus Sulpicii Galbae 444.

Cerdo IV Alexandrinus episcopus 584.

Cerdo Marcionitarum haeresiarcha 594.

Cereris aedes conflagrat 524. Cerimonia in recusantem cognatae matrimonium 57.

Certamen beneficentiae, in quo aequo animo vel vincere vel vincas 192.

Cethegus 437.

Cerva cladis omen 867.

Cervus Basilii interfector B 176.

Cetus Ionam post triduum revomit 54.

Cetus in Augusti portu captus sub Severo 609.

Chaereae interitus 561. Chaerobachi B 274.

Chagani 7 liberi uno die mortui B 78.

Chagani pērfidia B 83.

Chaganus Abarum dux pontem in Danubio struit B 73. Chaganus Mauritio perfide in-

sultat B 74. Chaganus 1200 captivorum

occidit B 78.

Chaganus Constantinopoli repellitur B 84.

Chaganus Chazarum princeps B 95.

Chagano Romani tributum pendunt B 74.

Chalcedonense oraculum B32. Chalcedonense quartum concilium B 21.

Chalcedonensis concilii decreta miraculo firmantur B 46.

Chalcis erepta Agrippae 287. Chalcidis regnum 280.

Chalcidis vastatio 444. Chalcopratia locus Constan-

tinopoli B 36. Chalcostegum B 62.

Chaldaei mathematum auctores 22. Chaldaei ab Arphaxado ib.

Chaldaei Armeniis finitimi 150. Chaldaei Alexandro Babylonem cavendam monent 195.

Chalebus 41. Chalep B 197.

Chalepita pacem cum Romano renovat B 230.

Chalepum Berroes B 204. Chalepum B 279.

Chaliphas B 257.

Chaliphae auctoritas B 290.

Chamadus B 197.

Chamus ob derisum patrem execrabilis 20.

Chamus Noae filius 18.

Chami filiorum coloniae 21. Chananaea olim Iudaea ib. Chananaei ignavos Israelitas contemnunt 49. Chananaei ad Libanum domiti a Salomone 80. Charissimorum carnificinam intueri summa doloris acerbitas 115. Chartiaticum B 123. Charisianum B 220. Charitas et severitas haud facile coniunguntur 75. Charito Ioviani uxor B 29. Charito Tiberii filia Germano nubit B 74. Chartagurius B 280. Chartularius equisonum magister B 102. Chataturius Diogeni fidelis B 285. Chaudax Cretae metropolis B 196. Chazares populi B 95. Chebron. Vide Hebron. Chebron 24. Chebron capta Chalebo assignatur 48. Chebron regia Davidis 71. Chelcias pontifex 113. Chetima Cyprus 21. Chetura secunda Abraami uxor 23. Cherson B 97. in Chersonitas grassatur ib. Χιλίαρχοι plebeii consules 349. Tribuni militum 841. Chiramus Tyrius aenigmata proponit Salomoni 85. Chlamys delapsa malum omen B 165. Chliar B 282. Chlorus a pallore 640. Chorat torrens 90. Chonaea respublica B 281. Chorarches B 132.

Choreb sive Oreb mons 92.

Χωριτικώς έσταλμένοι 327. Xopoléxens 607. Chorolectes B 132. Chorosanes B 257. Chosroen pater Hormisda improbat B 75. Chosroes patrem excruciatum necat B 75. Chosroes profugus a Mauritio iu regnum restituitur B 75. Chosroes 6000 Persarum iaculis conficit ib. Chosroes excidium Christianis minatur B 82. Chosroae aenigma de imperio Persico et Romano B 76. Chosroae in Christianos saevitia B 84. Chrabatae Bulgaros vincunt B 190. Christianos nihil non posse 595. Christi secundus adventus 130. Christi crucifixio unum peccatum inexpiabile Iudaeorum 134. Christi epistola B 232. Christi effigies B 201. Christi regnum in fine saeculorum revelandum 582. De Christo oraculum B 115. Christo Spiritus S. datur secundum humanitatem 134. Christophorus Copronymi filius B 112. Christophorus Basilii affinis Cretenses Agarenos coercet B 168. Christophorus Romani filius Christus Romanum imperium eversurus 121. Christus in scripturis lapis appellatur 121. Christus e parvo magnus factus 122.

Christus peccatorum veniam donat credentibus 131.

Christus prophetiam et implevit et abolevit 134.

Christus sanctus sanctorum

Christus princeps et sanctus sanctorum 135.

Chronologia hebdomadum 135. Chronologia Iudaici imperii

Chrysargyrum tributum B 55. Chrysaphius B 44.

Chrysaphii relegatio ib. Chrysochir B 118.

Chrysochir Manichaeorum dux B 168.

Chrysochiris caedes B 118. Chrysopolis B 107.

Chrysopolis e regione Byzantii B 221.

Chrysostomus ab exilio revocatus, denuo propter #apοησίαν Comana relegatur B 27.

Chrysostomus Origenista B41. Ghrysostomi Andriantes B 36. Chrysostomi obitus B 39.

Chrysostomi corpus Constantinopolim reportatur B 43.

Chrysostomi commentariorum conflagratio B 118.

Chugargathaus Assyrius Isra-

elitas domat 50. Chusaei Aethiopes 21.

Chusus defectione simulata, Achitopelis consilia evertit 77.

Chutaei Iudaeis infesti 169. Chuthaei Samariam et Israeliticam regionem occupant

7. 110. Chutus locus ib.

Chutaei a bestiis et peste afflicti Hebraeorum religionem amplectuntur ib.

Chutaei a Graecis Samaritani appellantur ib.

Chutaei gens Persica 188. Cibi inanimes acuunt ingenia 118.

Cicero Romanis άμνηστίαν suadet 465.

Cicero Antonii hostis iudicandi auctor 496.

Ciceronis somnium de Augusto 495.

Q. Ciceronis filii pietas et interitus 502.

Ciceronis interitus ib.

Cidaris 477.

Cilices Tarsenses 21

Cilices tributarii sine satrapis 168.

Ciliciae dux a Maccabaeis occisus 207.

Ciliciae portae 606.

Cinamomus Artabano regno cedit 285.

L. Q. Cincinnatus iterum Dictator 351.

Cincinnati 346.

Cinnae interitus 473. Cinnyra 64. 79.

Circumcisio Iudaeorum et Arahum 24.

Circumcisionis institutio et causa 22.

Cirtha Syphacis regia 439.

Cis 59.

Cisternarum aquatio diuturnae obsidioni non apta 216. Civile bellum a Caesare 483.

Civilia bella, ascitis externis auxiliis, utrique factioni perniciem afferunt 109.

Civitas amplissima unius homuncionis concionibus movetur 107.

Civitatum dissensiones bestiae comparantur 119.

Classis 1500 navium B 191. Claudius V. imperator 167.

Claudii edictum pro Iudaeis 166.

Claudii sententia de Iudaicis controversiis 287.

Claudii Caesaris interitus 288. Claudii ingenium et mores 560.

Claudii quaedam recte facta 561.

Claudio ob crudelitatem insidiae struuntur 565.

C. Claudius Tribunus Mamertinos Romanis adiungit 283. Claudius consul 426.

Claudius Caligulae in consu-

latu collega 554. Claudius Agrippinae licentia offensus veneno petitur 556

557. moritur *ib*. Claudius Caesar 635.

Claudius imperator reddit quod magister equitum acceperat 636 eiusdem aequitas 635.

Claudius a militibus imperator salutatur 560.

Claudius libidinosus, vinosus et timidus 561.

Cleandri sub Commodo licentia et interitus 599.

Clemens III Romanus episcopus 582.

Clemens Stromateus sub Commodo 601.

Clementia in homines pestilentes improbatur a dec 94. Cleodemus Atheniensis Scythas vincit 635.

Cleopatra ultima ex stirpe Ptolemaïca 127.

Cleopatra Antiochi filia nubit Ptolemaeo Epiphani 201.

Cleopatra Antiocho Soteri nubit 215.

Cleopatra Alexandro nubit 211. Cleopatra duobus fratribus Demetrio et Antiocho nupta 218.

Cleopatra fratrem veneno tollit, Antonium veneticiis sibi devincit 237.

Cleopatra Herodi inimica 236. Cleopatra Iudaeae et Arabiae

parte ab Antonio impetrata, Herodi per speciem amoris insidiatur 237.

Cleopatra ex Caesare gravida Aegypti regina relinquitur 489. viva ad Caesarem perducta necem sibi consciscit 528.

Cleopatrae fratres ab Antonio occisi 511.

Cleopatrae ab Actio fuga 526. legatio et munera ad Augustum 527. mors 531.

Cleopatra Aegypti regina 511. ad Augusti amorem propensa 528. Antonium ab Actio in Aegyptum descendere iubet 10 525.

Cleopatra ab Antonio ornata et ditata 522 destituitur a suis, Antonium prodit 10 528 sepulcrum subit ib.

Cleopatra Livia Cleopatrae filia 531.

Clepas tertius Hierosolymorum episcopus 588. Clerici raduntur B 41.

Clineas Claudius 400 Corsis deditus ib.

Cliti caedes 191.

Clusium a Gallis obsessum 355 Colchi 478.

Collatinus Cos. in Sicilia rem gerit 893.

Collatinus dictator 397.

Collecta templum instauratur

Colonia B 263.

Colonia Europaea B 303.

Colossus Rhodius B 88.

Columba sarmentum olivae rerert in arcam 19.

Columba nigella inauspicatum omen B 284.
Columbarum fimus pro cibo

Columbarum fimus pro cibo 100.

Columbaria insula 398.

Columnae duae de doctrina 18.

Columnae quatuor orgyias crassae, 50 cubitos altae ex uno saxo 594.

Coma roboris Sampsoni causa 55.

Comana B 39.

Comani B 302.

Cometa B 57 et 61.

Cometa Pogonias B 59.

Cometa Xiphias B 79. Cometa Vatius B 127.

Cometa sub Duca Constantino

B 274.
Cometa post Iulii Caesaris

obitum 496 item sub Claudii obitum 568.
Cometae per annum duratio

303. Cometae sanguineae 543.

Cometae sanguineae 543.

Comitopoli quatuor B 191. Comeatus inopia et pluviae

solvunt obsidionem Antiochiae B 202.

Commentiolus Mauritii dux Sclavinos profligat B 74.

Commentiolus exercitum Chagano prodit B 204.

Commeatus in primis curandus exercitui 153.

Commeatus partim a nostris absumptus partim ab hostibus interceptus 157.

Commeatu magis opus exercitui quam pecunia 196.

Commessationes obsessis periculosae 164.

Commodi tonstrina carnificina popinae 601 vaecordia, pigritia, crudelitas 598. Commodi statua mille pondo auri 600.

Commodi dracones 602.

Commodi interitus omina ib. Commodi honores abrogantur 602.

Commodi tituli insolentes ib. 50 post interitum 602.

Commodiani menses 600.

L. Commodus ab Adriano Caesar designatus 591.

Comneni regnum affectant B 291.

Comneni stratagema contra Francos B 298.

Comneni Ioannis cum matre dissensio B 303.

Comnenia familia dignitatibus ornatur B 296.

Comnenorum mater rerum potitur ib.

Commenorum profusiones rapinae sequuntur B 297.

Comnenus Isaacius B 263. Comnenus Manuel a Turcis captus dimittitur B 281.

Comnenus coniurationem opprimit B 298.

Comnenus Ioannes regnum occupat B 308.

Compatriatus matrimonii obstaculum B 200.

Compedum dissectio ignominiam captivitatis abolet 576. Comparatio caedis occasio 76. Concilium Copronymi contra

imagines B 108.

Conciones historicorum 1 Concordia plurium in magistratu difficilis 342.

Concreti duo adolescentes B 192.

Concubinas stuprare signum irreconciliabilis odii 77.

Concubina ignota eius cum quo dormit 171.

Concubinam paternam petere

et regnum petere quasi vero idem sit 83.

Conjector bonus vates optimus 158.

Coniecturae ex factis ambiguae de consiliis 157.

Coniugii illecebrae accubitus 54.

Coniugum desperatus congressus laetissimus 159.

Coningium non sine parentum auctoritate contrahendum 168.

Coniurati confiscatione bonorum mulctati B 273.

Coniuratio adolescentum nobilium contra Romam 334. Coniurationis crimen insonti Abimelecho. impingitur 68.

Connivere aliquando praestat intempestivae severitati 184. Conon frater Zenonis B 52.

Conscientia sontes quiescere non sinit 172.

Consilium insidiatoris amico consilio praelatum, summam rerum eyertit 77.

Consilium eventus dubii non propere enunciandum 140.

Consilia humana saepe in contrarium vertunt 180.

Consiliarii regum in consiliis suum agunt negotium ib.

Consolari quos obiurgare possis magnae humanitatis est 156.

Consolatio in luctu 73.

Constantinopolis aedificatio 11. B 6.

Constantinopoli 40000 in seditione caesa B 63.

Constantinopolitana sedes Romana inferior, caeteris superior B 37.

Constantinopolitana bibliotheca B 52. Constantinopolitanum concilium numero secundum B 36.

Quintum concilium B 69.

Particulare concilium ib.

Sextum concilium contra Monothelitas B 91.

Constantinopolitanum incendium B 50.

Constantinopolitanus patriarchatus B 8.

Constant Theodosium fratrem necat B 89.

Constans in Sicilia occiditur ib. et 90.

Constans Monothelita B 87.
Constans nepos Heraclii B 87.
Constans pater et Constantinus Magnus filius duas sorores in matrimonio habue-

runt 644. Constantis flagitiosa vita B 14. Constantis somnium et clades

Lycia B 88. Constans Chlorus Claudii im-

peratoris ex filia nepos 11 636. Constantis Chlori obitus 645.

Constantis Chlori obitus 645. Constantiae uxoris obitus Gallo maturat exitium B 20.

Constantiae praemium periculo divinitus separato 122. Constantia castellum B 213.

Constantii bellum cum Sapore Persa B 12.

Constantii anceps cura de bello Persico et Magnentiano B 15.

Constantii cruenta de Magnentio victoria B 17.

Constantii responsio Sapori data B 20.

Constantii literae ad Iulianum B 21.

Constantii obitus et elogia B 22.

Constantii trium rerum poenitentia ib. Constantii eruditio B 33. Coustantii Chlori mores 643. interitus 591 595.

Constantius somnio ad puniendum Magnentium impellitur B 16.

Constantius Comes imperator appellatus B 40.

Constantius Chlorus eodem die et victus et victor 641. gener Maximiani Herculii ib.

Constantina Tiberii f. Mauritio nubit B 74.

Constantini magni edictum pro Christianis B 2.

Constantini II dicta B 11. Constantini elogia ib.

Constantini iunioris interitus B 12.

Constantini Heraclii f. interitus B 87.

Constantini Patriarchae excarnificatio B 111.

Constantini pietas erga episcopos 10.

Constantini Leonis filii alterum coniugium B 118.

Constantini Leonis philosophi f. tutores B 183.

Constantini Leonis filii elogia B 194.

Constantini f. Leonis classis ab Agarenis superatur B 195.

Constantini fratris Basilii mores coniugium, liberi B 228. Constantini obitus B 11.

Constantini III filiorum regnorum divisio ib.

Constantini f. Leonis insidiae contra Polyeuctum patriarcham B 196.

Constantinus divinitus se adiuvari ex ostentis intelligit B 3.

Constantinus aegrotare mavult quam scelere curari B 4.

Constantinus Christianismum reliquit liberum ib.

Constantinus Iudaeis audientiam non negat B 5.

Constantinus Sarmatas et Gothos vincit B 6.

Constantinus Pogonatus fratres naribus truncat B 90. Constantinus Pogonatus ib.

Constantinus pulsa matre Irene imperat B 117.

Constantinus Charon a Barda Phoca occiditur B 211.

Constantinus M. Christianus Cpolin condit 11.

Constantinus M. Leonem occidit 376. Sarmatam vivum capit ib.

Constantinus M. quare praelatus fratribus ib.

Constantinus Chlorus imperator Occidentis et Africae 643.

Constantinus M. insidlis Galerii Maximini petitus 645.

Constantinus a Romanis contra Maxentium accersitus B 2.

Constantinus solus rerum potitur B 18.

Constantinus Copronymus imperator a patre salutatur B 106.

Constantinus Artaseras B 118. Constantinus Leonis f. miraculo vocem recuperat B 135.

Constantinus dux Andronici f. B 141.

Constantinus Leonis f. stercora Bulgaris pro auro mittit B 119.

Constantinus Leonis filius imperator designatur B 181.

Constantinus eunuchus ib.
Constantinus dux imperium
affectans, caput amittit B
183.

Constantinus cubicularius capitur B 187.

Constantinus Leonis f. duas coniurationes vindicat B 194.

Constantinus Leonis f. et amicis et inimicis gratiam refert ib.

Constantinus f. Romani pater B 198.

Constantinus Diogenes Patzinacas profligat B 229.

Cdnstantinus Diogenes in vincula coniicitur B 230.

Constantinus Dalassenus negligit imperatorias nuptias B 230.

Constantinus Diogenes se praecipitat B 282.

Constantinus Domesticus legionum orientis B 237.

Constantinus Antiochiae dux ibid.

Constantinus Monomachus Zoen ducit B 247.

Constantinus Ducas Helenam ducit B 289.

Constantinus Basilii frater orientem amittit B 231.

Constantinus Ducas in carcerem coniicitur B 236.

Constantinus Ducas Alanae f. regni insignibus privatur B 297.

Constantinus Ducas ante nuptias obit B 299.

Consuetudo et religionis persuasio etiam mortis metum vincunt 122.

Consuctudinis veteris commonefactio ad persuadendum valet aliquid 108.

Consulatus a L. Iunio Bruto institutus 333.

Consulatus perpetuus Augusti 536. Consulatus dignitas plebis potestate imminuta 631.

Consulum alter a plebe creatus 344.

Coutostephani perfidia B 220. Contumacia contra potentiorem periculosa 178.

Contumeliis irritantur animi

Convivia gratissima hominibus 165.

Convivia per dies complures continuata 178.

Convivae 9000 io nuptiis totidem phialis aureis donati 195.

Ad convivium non invitari offensae causa 80.

Convium 405. Copia metu penuriae asservanda 29.

Coponius 266.

Copronymi Bulgaricus triumphus B 110.

Copronymi contra Monachos grassatio B 111.

Copronymi classis contra Bulgaros B 110.

Copronymi elogia B 106. iusiurandum B 111. obitus B 113. tres uxores et liberi B 112.

Copronymi Bulgarica clades B 108.

Copronymi saevitia in monachos et proceres B 111. Copronymus B 102.

Coprenymus rogat utrum Maria Christipara sit dicenda B 110.

Copronymus regnum recuperat B 107.

Copronymus reliquias martyrum exurit, monasteria destruit B 118.

Copti urbis excidium 640.

Cor hominis modestiae nota 126.

Corana seditio 41.

Coras cum 250 viris conflagrat 42.

Corcyra Romanis tradita 890. ab Sardiaeorum regina Romanis delata 402.

Coria macerata cibus 606. Corinthi excidium 470.

Corinthii sub corona venditi 472.

Corinthus Romanorum facta colonia 471.

Coriolanus cum Volscis Romam oppugnat 343.

Coriolorum expugnatio ib. Corium aridum in medio calcatum 194.

Cornelia Orestina capta a Caio 554.

Corneliae uxoris cum Pompeio congressus 487.

Cn. Cornelius cousul a Bode captus 387.

Cn. Cornelius in Sicilia rem gerit 393.

P. Cornelius Sardiniam subigit 401. Istrios subigit 405.

L. Cornelius Lentulus secundum bellum Punicum suadet 408.

Cornelius Dolabella Siciliam defendit 426.

Cornelius Lentulus praeter Carthaginenses obsides et servos opprimit 446.

Cornelius Cethegus cos. contra Gallos 446.

Cornelius Cinna Caesari insidiatus 494.

Cornelius Sabinus insidiator Caligulae 560.

Cornelius Faustus Sylla Mes-

salinae frater 568. Cornelius Antiochenus episcopus 598.

Cornelius Romanus episcopus 626.

Cornificius 517.

Cornu familiae nota 130.

Cornu modo regem modo regnum significat 181.

Cornu undecimum non diu duraturum 129.

Cornu in medio oculorum 131. Cornua X 121.

Cornua duo regnum Persicum et Medicum 131.

Corona Mauriciana Leoni Copronymo exitiosa, ob corvorum augurium B 57.

Corona Mauricii preciosa B 78, 397.

Corona talenti pondere cum gemma 75.

Corona aurea a regia virgine Cyro imposita 168.

Corona inversa sacrificanti allata 506.

Coronae gestandae honos 196. Coronae militares 353.

Corporis habitus augustior, haud vulgaris commendatio

Corpus bestiae comburendum 129.

Corsica 387 402.

Corsos oppugnat Varus 400. Solios firmat 416.

Corsura insula 393. Corvi Eliam nutriunt 90.

Corvi viae duces 188.

Corvi ante Alexandrum concidunt 195.

Corvi duo Antonii et Lepidi significatores ab aquila Augusti discerpti 500.

Corvini cognomentum 369. Corvinum urbs Aequorum 346.

Corvus in arcam non revertitur 19.

Corvus hians deluditur 181.

Corus Atticos medimnos decem tenet 241. Cos novacula discissa 327.

Cos novacula discissa 327. Cosmas patriarcha B 290. Cosmas patriarchatu abit 629. Cosmidium locus B 189.

Costae 3 aut alae 3 orbis partes significant 126.

Cothon poculi genus 148. Cothonis partis Carthaginis obsidio 468.

Cottiae Alpes 643. B 11. Coturnius in castris Hebraeorum 36.

Cotys Thrax 459. Crabati B 227.

Crabati sive Servii Bulgariam frustra tentant B 288.

Cranitae montes 177.

Crassus Hierosolymitanum templum spoliat 226. Crassi sacrilegi interitus ib.

Crassi interitus 482. Crassus optimatum studiosus

Crassus optimatum studiosus 475. Crassus et Pompeius a Cae-

sare reconciliati 481. M. Crassus Getas et Mysos

subigit 531.

Crassus Britanniae dux occisus 641.

Craterus regum amator 191. Craterus male cum Agarenis pugnat B 140.

Creationis causa 25.

Credimus facile quod suspicamur 171.

Creditorum severitas periculosa 338 340.

Creta occupata ab Agarenis B 139.

Cretae et Cypri defectio compressa B 298.

pressa B 298. Cretenses Perseum destituunt

Cretensibus Romani dant veniam 461.

ZONARAS VI.

Crinitae, sive cirnitae B 148. Crispi contra Heraclium superbia B 88.

Crispina Commodi uxor 597. ab eodem interfecta 598.

Crispinus consul caesus 432. Crispinus Francus B 285.

Crispus Constantini filius fraude novercae Faustae a patre insons occiditur B 6.

Crispus Cappadociae praefectus B 82.

Crispus superbiae suae dat poenas B 84.

Critolaus Achaeorum dux 117 B 33.

Croesi et Cyri pugna 161, Croesi et Cyri disputatio de conservanda pecunia 156 166.

Croesus rex Lydorum 149. Croesus Assyriorum dux 160. Croesus capitur 162.

Crotonis excidium 379. recuperatio 177.

Crumus Mesembriam oppugnat B 126. Adrianopolin capit B 163.

Crumus Bulgarus Nicephori calva pro calice utitur B 125.

Crux stellis expressa visa Constantino B 2.

Cryopega B 282.

Ctesipho occupata a Traiano 587.

Cucurbita silvestris τολύπη 99.

Cucusus B 39.

Culeo insui, patricidii poena 831.

Cumae Opicorum, exilium Tarquinii 336.

Cumanus Iudaeis terrorem incutit 286.

Cumanus Iudaeae procurator ibid.

Cumparia naves Agarenorum B 172.

Cunctator Fabius 414.

Cuniculi tinnitu aeris deprehensi 455.

Cupiditatem non explere vinci putat Alexander, re una victus a sua cupiditate 194.

Cupiditatibus pravis resistere viri fortis est 133.

Curia clausa, in qua vota facienda 543.

Curiatii tergemini 323.

Curiones pro numero tribuum 146.

Curmas Agarenos domat B 191. Currus 30000 47.

Currus falcati 158.

Currus incensi 193.

Currus et exercitus ante solis occasum 302.

M. Curtius se diis manibus devoyet 361.

Cuspius Fadus Iudaeae procurator 281.

Custodes impedimentorum praedae participes 70.

Custodes viros auctoritate praestantes ingressu non prohibent 172.

Custodes a captivo abducti B 806.

Cutlumus Persa cum Botaniata se coniungit B 291. Cutlumus ab Arabibus victus

Medos superat B 256.

Cyaxares Assuerus et Darius

Medus 132.

Cyaxares, qui et Darius 149. Cyaxares Cyro succenset 156. Cyaxares ad sui regni custo-

diam remanet 160.

Cyaxaris filia Cyro nubit 168.

Cyclobium sive Ciclorium locus B 90.

Κύμοθοον 269. Cymbala 79. Cineas Pyrrhi legatus 369. Romanas matronas muneribus tentat 375.

Cypriani martyrium 626. Cypri et Cretae defectio compressa B 298.

Cyprii tributarii sine satrapis 168.

Cyprus a Cypride olim Chetima 21.

Cyprus Antipatri uxor 226. Cyprus a Nicephoro Phoca

recuperata B 202. Cyrenensium Iudaeorum cla-

des 313.

Cyrenius quaestor 265.

Cyrilli XII capita B 42.

Cyrillus Antiochenus episcopus 633.

Cyrillus Gortynius martyr B 139.

Cyri genus in Cambyse defecit 130.

Cyri aequitas erga victum Armenium 150.

Cyri in Assyriacam ditionem impressio 154. in Persicam reditus 180. in socios liberalitas 166. munificentia in omnes Persas 168.

Cyri obitum magnae turbae consecutae ib.

Cyri cum Assyrio de summa rerum dimicaturi exercitus 159.

Cyri alacritas in defendendo bene merito 156.

Cyri erga Cadusios humanitas ib.

Cyri periculuma prostrato 161. Cyri thesauri amici 166.

Cyri satellites 10000 165.

Cyri cultus in ornatu suorum positus 167.

Cyri supplicationes 166. testamentum et somnium 168.

Cyri sepulcri mira inscriptio 195.

Cyrus Assyriorum regnum evertit 7.

Cyrus Orientem usque ad Hellespontum subegit 118.

Cyrus Medopersa 119.

Cyrus Persica disciplina eruditus in virum evasit fortissimum, modestissimum, prudentem et iustissimum 146.

Cyrus cum 30000 Persarum Cyaxari fert opem 149.

Cyrus Medicam vestem aspernatur ib.

Cyrus Armeniam domat 150. Cyrus in spoliorum divisione iuris sui obliviscitur 153.

Cyrus Assyriorum regem provocat ib.

Cyrus equitatum instituit 153 156.

Cyrus militibus metum adimit 160.

Cyrus capta Babylone pro rege se gerit 165.

Cyrus pécuniam negligit et suis fidit 164.

Cyrus exules demulcet suos 165.

Cyrus ministros suos castrat ibid.

Cyrus re bene gesta numinis non obliviscitur 165 166.

Cyrus socios retinere studet 167.

Cyrus Iudaeis reditu concesso sacra vasa remittit 169.

Cyrus, qui et Artaxerxes 178. Cyrus Agrippae uxor 272.

Cyrus amplificata Constantinopoli Theodosii invidia fit clericus B 43 44.

Cyrus fatidicus monachus fit patriarcha B 91.

Cyziceni ab Augusto domiti 536.

Cyziceni templi ex terrae motu ruina 594.

Cyziceni templi ruina et magnificentia B 274.

Cyzicus B 292. Agarenorum receptaculum B 90.

## D.

Dacae seu Daci 3 585. Dacia olim Getica 631.

Dacybiza B 31.

Daemones corde et hepate piscis (quem lupum quidam putant) fugari 144.

Daemonis noxae homini adscribuntur 143.

Daemonum incantationes, inventum Salomonis 84.

Dagon Palaestinorum deus arcam adorat 58.

Dagon castellum 216.

Dalassenus in carcerem coniicitur B 236.

Dalassenus ob ferociam regiis nuptiis excidit B 247. Dalida Sampsonem tondet 55.

Dalmatia 521.
Dalmatiae defectio B 141.

Dalmaticum bellum 462. Damasceni parallela 268.

Damasceni parallela 200.

Damascenus Ioannes B 110.

Damascus 18.

Damascus capta 73 188. Damatrys 419. B 97 250.

Damocranium B 247.

Dan 25.
Daniae tribus migratio 32 49.
Daniel Balthasar appellatus
118.

Daniel Desiderius 133.

Daniel utrum adorarit statuam, an ob beneficium ea necessitate liberatus fuerit 122. Daniel in medium translatus leonibus obiicitur 124. princeps Babylonis constituitur 122.

Daniel propheta regius et accuratus 138.

Danieli somnium Nabuchodonosoris divinitus revelatum 118.

Danieli sacrificare iubet Barbarus 122.

Danielis somnia fatidica de monarchiis 125.

Danielis visionum liber 138.

Danielis oraculis delectatur

Alexander tb.

Daphnae Antiochiae 233.

Daphne Antiochenum suburbanum B 26.

Daphnei Apollinis conflagratio ib.

Dardani Macedoniam infestant 444.

Dardanii 532.

Dare quam accipere iucundius est liberali 166.

Darii ad Issum clades 8.

Darii genus usque ad excidium regni Persici propagatum 130.

Darii votum 173 189.

Darii epistola ad Syriae satrapas 175.

Darii mater, uxor et filiae captae honorifice tractantur ab Alexandro 187.

Darii inanis fiducia ib.

Darii iussu Hierosolyma instaurantur 188.

Darii uxoris ex partu obitus 189.

Darii interitus et gratus animus 191.

Darius Medus Cyaxares 124. Darius Hystaspis filius Scythas Nomades subegit 126. Darius Arsamis filius victus ab Alexandro 135.

Darius Hystaspis filius 171.

Darius III rex Persarum 174.

Darius pacis conditiones offert Alexandro 188.

Darius 1000000 ad Arbela adducit 189.

Daunii 417.

David rufus et formosus rex a Samuele ungitur 63.

David in aulam Saulis asciscitur ib.

David Gethae insaniam simulat 66.

David deo fretus pugnam init 64.

David armis Saulis baculum, fundam et quinque lapides anteponit ib.

David Palaestinos bis caedit

David apud Samuelem latet 66. David Abimelechum adit ib.

David Sauli in spelunca parcit 67 135.

David praedam Ceilanam recuperat 68.

David iusiurandum contra Nabalem non exsequitur ib. David a Palaestinis dimissus

Amalechitas persequitur 69. David Ancho contra patriam

præesto est *ib*.

David a tribu Iudaïca rex salutatur 70.

David nuncium Saulini interitus occidit ib.

David rex Israelitarum declaratur 72.

David templum aedificare domino prohibetur 78.

David Idumaeam et Syriam subigit ib.

David saltat ante arcam ib.

David arcam Hierosolyma

transfert ib.

David per incogitantiam se ipsum capitis damnat 74.

David Uriam insontem perire mavult quam Bersaben sontem ib.

David Ammonis incestum non punit 75.

David Absaloni parci cupit ib. eius interitum luget 78. seditiosis ignoscit ib.

David a filio Absalone pulsus 77.

David calumniatori Sibae credit ib.

David bellis liberatus musicam excolit 79.

David a militibus bello interesse prohibetur ib.

David poenas pro populo luere cupit 80.

David quibus propter tempora pepercit, eos post obitum suum tolli iubet 82.

David Heraclii filius B 84. Davidem 600. contra Absalonem comitantur 77. 400 vel 600 ad Davidem confluunt 70. 1800000 viri bello

caesi sub Davide 80. Davidici Absalonios profligant 75.

Davidici seminis thronus aeternus 82.

Davidici generis excidium 104. Davidis et Goliath pugna 63. Davidis elogium 82. divitiae ibid.

Davidis testamentum et obitus 82.

Davidis regnum per XXI successiones propagatum 56.

Davidis et Ionathae foedus 66. Davidis crebrae fugae 67. Davidis crudelitas in Ammo-

nitas 75. Davidis in Ionathae filium

liberalitas 73.

Davidis urbs ib.

Davidis cum Bersaba adulterium 74.

Davidis musica et viri fortes

Davidis patientia 77. periculum 79.

Davidis sepulcrum pecuniosum 82 216.

Davidis sepulcrum ab Herode spoliatum 245.

Davidis posteri a Domitiano occisi 582.

Debeltum B 156.

Debitores in militia non appellandi 338.

Debora vates 51.

Decalogus 39.

Decebalus victus a Traiano

Decebali perfidia et interitus

Decebali thesauri ib.

Decemviratus loco tribunatus 347.

Decemvirorum exilium et interitus 348.

Decennii imperatorum solennitas 533.

Decennium intervallum magistratum 362.

Decentius Magnentii frater B 16.

Decentii interitus B 18.

Decillius Saxa contra Brutum et Cassium missus 505.

Decimatio 346. opum omnium

P. Decius se pro salute reipublicae devovet 363 867.

Decius Brutus Galliae praetor 496.

Decius vates et imperator 625. Decius imperator Christianos perseguitur 626.

Decii interitus 627.

Dedecus generoso animo morte acerbius 160.

Deditio urbis et civium in columitate pacta 114.

Deditio voluntaria una in fatalibus imperiorum ruinis salus 115.

Dedititii Romanorum non accepti 382.

Deditionis exitus aut servitus, aut interitus 139.

Defectio magnatum paratissimum exitum regnorum 154.

Defectio sub amicitiae specie et cum proditione 155.

Defectionis praemium duplum tributum 150.

Defectionum causae quae 195. Deiectionem gloria sequitur 181.

Delatorum poena 211.

Deliciae privatae in publica calamitate indecorae 74.

Deliciae serviles 170.

Deliquium animi ex metu 180. Dellius 235.

Delphinas B 221.

Dei descriptio 11 14.

Dei liber 38.

Dei descensus in tabernaculum 39.

Dei posteriora videt Moses 38. In Dei manus incidere tutissimum 80.

Dei promissiones sub conditione 83.

Dei praeceptorum violatio est felicitatis eversio 85.

Dei in Salomonem liberalitas 87.

Dei militia non a quolibet cernitur 100.

Dei minae precibus aversae 111.

Dei verba non possunt esse irrita ib.

Dei ultio propter pios differtur in impios 112.

De voluntate dei in periculis dubitatur 124.

Dei auxilium invictos facit

Dei magnificentia est admirabilis 145.

Dei metus insignibus beneficiis magis excitatur 146.

Deorum auctoritus penes senatum Romanum 496.

Demaratus exul Corinthius 325.

Δήμαρχοι tribuni plebis 341. Demetriani duces Ionatham fugiunt 213.

Demetrianus Antiochenus episcopus 631.

Demetrias Thessalica 446.

Demetrii interitus 211.

Demetrii Nicanoris interitus 216 217.

Demetrii munera a Romanis repudiata 462.

Demetrius Phalereus Alexandrinae bibliothecae curator 200.

Demetrius Seleuci filius Lysiam et imperatorem occidit 208.

Demetrius Ionathae societatem expetit 211.

Demetrius ob sordes militibus invisus 212.

Demetrius Nicanor Aegypto insidians elephantos capit 212.

Demetrius Ionathae ope Antiochenos domat ib.

Demetrius a Parthis capitur 214.

Demetrius Sardiaeus legatus 402 403. a Romanis supplicio affectus 405. Demetrius Philippi filius obses 447.

Demetrius a patre Philippo occisus 456.

Demetrius Syriae rex Orophernis adiutor 461.

Demetrius Seleuci filius Syriam invadit 462.

Demetrius Cassii servus transfuga 507.

Demetrius Caesaris libertus Labienum capit 514.

Demochares 516. eius interitus 517.

Democritus Aetolorum dux insolens capitur 452.

Demosthenis Caesariensis virtus 630.

⊿ημοσιοῦν 367.

Denderi fatuus Theophili B 144.

Dentes ferrei exactionum nota 127 128.

Desiderius Magnentii frater B 18.

Desperatis rebus ad divinam opem confugiendum 110.

Devotionibus olim etiam pugnatum 46.

Devotionis an sit aliqua vis 364.

Devotionis elevatio 375.

Devotiones laminis plumbeis inscriptae 548.

Dextera fidei symbolum 151. Dextera loco iusiurandi 154.

Diaconissae templum B 77.

Dianae templum Romae conditum 328. Festum Syracusis 425.

Diaeus Achaeorum dux 470. Dicorus unde B 54.

Dictatura 338.

Dictatura Caesaris 389. Dictatura repudiata ab Au-

gusto 535.

Dictatura senatusconsulto abrogata 494.

Didii Iuliani insolens in senatu oratio 603.

Didus Iulianus imperium emit invisus populo 603. post irritos defensionis conatus occiditur 605.

Dies pro anno 134.

Digitus dei 85.

Digitorum denum puer 506. Diglad fl. 16.

Dignitatum gradus 350.

Diluvium ab anno mundi 36 19.

Dina 25. Dinae raptus 26.

Diocletianus a militibus im-

perator appellatus 689. Diocletianus imperator ib. imperio se abdicat 642.

Diocletiani decretum contra Christianos ib. persecutio Christianorum 640.

Diocletiani triumphus 642.

Diogenes leporem solis Alexandri M. colloquio anteponit 185.

Diogenes terrorem incutit barbaris B 278.

Diogenes a Turcis capitur B 284.

Diogenis Romani natales, dignitas, condemnatio, coniugium, imperium B 276.

S. Diomedis aedes B 164. Diogenis expeditio ad Euphratem B 220.

Diogenis inauspicata expeditionis omina B 282.

Diogenis miserabilis interitus B 298.

Diomedei campi 417.

Dion Christianorum preces mago Aegyptio ascribit 595.

Dionysii Alexandrini epistola pro lapsis recipiendis 627. Dionysius Messenius in Alexandri solio sedet 197.

Dionysius Alexandrinus episcopus 626 631.

Dionysius Romanus pontifex 635.

Dioscorus B 44.

Diras ultrices Ioabo imprecatur David 71.

Dispensatores de munificentia dominorum aliquid subtrahunt 548.

Disputatio de corruptibili et incorruptibili B 59.

Disputationes historicorum 3.
Dissensiones sunt evertendae,
aut saltem labefactandae
reipublicae causa 119.

Disserendi ratio ad captum auditoris accommodanda 135.
Divina vis victus ferarum san-

guinarios constringit 124. Divina potentia impiorum grassationes coercere et prohibere facile posset 128.

Divinas res efferre in profanum vulgus periculosum 201.

Divinae ultionis executoribus cedendum 77.

Divinae maiestatis descriptio 128.

Divinae res aliquando ambagibus involvuntur 133.

Divini cultus neminem pudere debet 73.

Divinum auxilium otiose exspectant Iudaei 96.

Divitem esse capitale crimen apud tyrannos 557.

Divites non propter culpam, sed propter pecuniam proscripti 502.

Divitias comitatur arrogantia

Divitiarum ostentatio periculosa 111

Divitum calamitas aliquando pauperum felicitas 56.

Divortium inter amantes coniuges difficile et molestum 183.

Dius historicus 85.

Dius Hierosolymitanus episcopus 612.

Dobromerus B 225.

Docia castellum B 285.

Doeg proditor et interfector sacerdotum 66.

Cornelius Dolabella 426.

Dolabella hostis iudicatus 498. Trebonium dolo occidit 504.

Dolabella Cassii metu necem sibi consciscit ib.

Dolianus caecatur B 239.

Dolianus se Bulgarorum regem profitetur B 240.

Dolio plumis incensis pleno repulsi hostes 455.

Dolor sine ultione 75. Domenziolus B 80.

Domestici equites 640.

Domi res in tuto collocanda si foris milites 160.

Dominus liberabit nos, fallax oratio 110.

Domitia, Domitiani uxor Tito nupta 580.

Domitiani expeditio Germanica ib.

Domitiani imperium 579. ingenium ib. crudelitas 581.

Domitiani insidiatores 579. caedes 582.

Domitianus praefectus praetorio a Gallo occiditur B 19 20.

Domitianus patris vicarius 573.

Domitianus dominus et deus noster 581.

Domitianus principum natales investigare solitus 583. Domitianus II tyrannus Christianorum ib.

Domitii Afri scomma 569.

Domitius Agrippinae filius 288. Domitius a Pompeio et Africa occisus 473.

Domitius necem sibi consciturus a Caesare conservatur 484.

Cn. Domitius Ionium sinum obtinet 510.

Cn. Domitius ad Caesarem deficit 525.

Domitius Afer saevitiam tyranni eludit 557.

Domitius a Claudio gener et filius ascitus 565.

Domitius B 8.

Domnentia Phocae filia B 81. Domnus B 44.

Domnus Antiochenus episcopus 635 639.

Domorum mercedes exactae a triumviris 502.

Doris Herodis uxor et Antipatri mater 228.

Doritae Indaeos intersectati 279.

Dorostolum seu Dristra B177. Dorostolum seu Dristra expugnatur a Zimisce B 211. Dos IV regnorum 201.

Dos unicae filiae bonorum semissis 145.

Dositheus proditor Hircani 239.

Dothais 100.

Drepanum portus 387.

Dristra seu Dorostolum B 177. Drizibium vel Drizium castellum B 201.

Δοριοκή ουκες 853 431.

Drungarius Cibyrraeotarum B 95.

Drusilla Agrippae f. 282.

Drusilla Agrippae soror Emesorum regi nubit 287.

Drusillae interitus ib. Drusilla Caii soror 545.

Drusi obitus 538.

Drusus Tiberii filius 178. eius interitus 549.

Cl. Drusus Nero Liviae filius Tiberii frater 514.

Drusus 537 Germanici filius

Ducae Constantini liberalitas periculum submersionis B

Ducae Constantini obitus et dicta B 275.

Ducas Constantinus a Comneno imperator designatur B 271.

Ducas Andronicus et Panterius et Constantius B 273.

Ducas Constantinus ob regnum affectatum relegatur B 293.

Ducica gens B 179.

Duce superstite victis etiam spes est victoriae 78.

Duce occiso trepidat exercitus 142.

Duces 300 Herodis lapidati 253. Duces seu praetores olim loco consulum 348.

Ducis iniussu excurrere periculosum 156.

Ducis est militibus metum adimere 160.

Ducis solertia magnum victoriae momentum 187.

Duo in somniis significant duo 119.

Duo adolescentes concreti B 192.

Duodenorum pugna 71.

Dux eiusdem gentis populo gratior 156.

Dyrrachium 462.

Dyrrachium seu Epidamnus B 28.

Dyrrachium captum a Bulgaris B 241.

Dysenteria mulctantur Palaestini ob arcam 58.

Dystros, Adar 182.

E.

Eber 22. Ebesus 435.

Ebrietas cum amore parum commode coniungitur 141.
Ebrii sunt expositi insidiis iö.
Ebrio somnus aptior quam formosa mulier ib.

Echatana Medorum regia 99. Echatana aestiva regia Persicorum regum 168.

Echelat 139.

Ecclesiae fundi non augendi 162.

Eclipsis lunae a Synodo declarata B 181.

Eclipsis lunae duae insolitae 575.

Eclipsis solis sub Mauricio B 76.

Eclipsis solis universi 543.

Eclipsis lunae Macedonibus minata excidium 458. Eclipsis solis integra Cartha-

ginis cladem antegras Carthaginis cladem antegressa 580. Edessa effigie Christi permutata B 192.

Edessa a Constantio defensa B 238.

Edessam dolo aggressi Agareni ib.

Edessa 614.

Edessena inundatio B 60.

Edom Idume 28.

Educatio frugalis contemptum deliciarum parit 158.

Educationis loca amantur 316. Egesippus sub Adriano 592. Eglon Moabita caeditur ab Aotho 50.

Elas IV rex Israelitarum 89.

Eleazar Mosis filius 35. Eleazar pontifex 200.

Eleazar sacerdos ob patriam religionem defensam excru-

ciatus 205. Eleazar elephantem occidit 207.

Eleazar Izaten aperte Iudaïsmum profiteri cogit 283.

Eleazar Sicaniorum Masadae dux 311.

In Eleazari domum transferendum sacerdotium 57. Eleazari Iudaei annulus 84.

Eleazari Iudaei annulus 84. Eleazarus Aaroni patri succedit 43.

Eleazarus pontifex 264.

Eleazarus Machaeruntius 309. Electus cubicularius insidia-

tur Commodo 601. Elephantes viginti a Pyrrho

primo ducti in Italiam 370. Elephantus unus turbat cae-

teros 372. Elephantes 120 a Romanis capti 394.

Elephantes facile occiduntur

Elephantes quatuor triumphali currui iuncti 637.

Elephantorum impetus aversus 442.

Eleutherus Romanus episcopus 598.

Eleutherium locus B 118. Elga Rossorum regina fit Christiana B 195.

Eliacimus sive Ionchimus XIX rex Hierosolymitanus 114. Elias Thesbites 89.

Elias triennii siccitatem inducit 90.

Elias a corvis nutritur ib.

Elias imbrem facit 92. Iezabelem timet et mortem optat ibid. Elias subsannat pseudoprophetas ib.

Elias viduae filium a mortuis resuscitat *ib*.

Elias idololatras occidit ib.
Eliae fuga in montem Orebum
ibid.

Eliae sacrificium sine igne ib. Elias Achabo internecionem minatur 93.

Elias vellere aquam dividit 96. Elias bis quinquagenos viros cremat ib.

Elias Ochoziae interitum praedicit ib.

Elias 'igneo curru in coelum rapitur 98.

Eliae et Achabi congressus 92. Elioneus pontifex 281.

Eliphatus 39. Elisaei cadavere resuscitatur

mortuus 105. Elisaeus vellus Eliae princi-

pio frustratur 84. Elisaeus propheta fit ex ara-

tore 93. Elisaeus aquas Hierichuntias

medicatur 97.

Elisaeus derisum puerorum non fert ib. Elisaeus Iosaphato aquam et

victoriam pollicetur ib. Elisaeus duplum Eliae spiri-

tum accipit 98. Elisaeus Samaritanae oleum

auget 99.
Elisaeus venenum pellit et cibum multiplicat *ib*.

cibum multiplicat ib. Elisaeus Sunamitidis filium a

mortuis resuscitat tb. Elisaeus Syroruminsidias mirifice eludit 100.

Elisaeus Ioramo Iudaeo calamitates denunciat ib. et 102.

Elisaeus videt ut Asaël in Israelitas grassaturus sit 102. Elisaeus hostes pro hospitibus tractat 108.

Elius pontifex Sampsoni succedit 55.

Elii interitus 57.

Elpidii defectio ad Siculos B

Elpius 458.

Elymaei Persae 22.

Elymaïs urbs Persiae et Dianae fanum 206.

Emaus colonia emeritorum 283.

Emesorum rex 228. Emmor 26.

Emungi Persis turpe 148.

Engastrimythus 69. Enochus Iaredi filius 18.

Enochus translatus a deo, na-

tus annos 365 ib. Enossus Sethi filius dei cultor ib.

Enossus Caïni filius ib.

Enossus vivit annos 905 tb. Ensiferi imago arrogantiae nota B 269.

Epaphroditus Augusti libertus 529.

Έπαρχος τῶν δορυφόρων 587. Ἐπιβασία 444.

Ephesina quarta Pseudosynodus Eutychianam haeresim confirmat B 44.

Ephesini templi conflagratio 184.

In Ephesino concilio episcoporum dissensiones B 117.

Ephesino concilio numero 111. condemnatur Nestorius B42.

Ephesinum concilium Constantinopolim transfertur B 42. Ephrata 27.

Ephraïmitae ab Iephtha caeduntur 52.

Ephraïmitae Bethel obsidione capiunt 48.

Ephraïm Iosephi filius 29.

Epidamnus seu Dyrrachium 402 B 303.

Epiphania Emathe 22.

Epiphania Heraclii filia B 82. Epirus Philippi Macedonis 423.

Episcoporum successiones 646. Equestris habitus et penulae imperatore mortuo 601.

Equi et muli tonsi in luctu

Equi ademptio contumelia 635. Equi Persarum caesi B 72. Equi Arabici B 279.

Equorum delectus in equabus 173.

Equitatio dictatori non nisi in bello permissa 388.

Equitatu vel ad victos persequendos est opus 153.

Equites 10000 47.

Equites peditibus adiungendi

Equites novitii equis excussi 154.

Equites Adriani Istrum equis tranant 589.

Equo non descenderunt imperatori occurrentes 634.

Equo imperatoris insidere 606. Equorum nervi incisi B 96. Equus hinniens regem decla-

rat 172. Equus imperatoris causa cladis B 186.

Eridanus 404 410.

Erius Potilius seditiosos arte circumvenit 388.

Eros Antonium mori docet 528. Eros Aureliano insidiatus 637. Eroticus Sclerum eludit B 217. Erotici Theophili defectio compressa B 251.

Eruditi non omnes quaestiones explicare possunt 118. Erycis excidium 387.

Erythraeum mare ib.

Esaias mortem Ezechiae comminatus vitam pollicetur 110 111.

Esaias praedicit captivitatem Babylonicam 111.

Esaias annis 140 ante Hieremiam excidium Hierosoly-

morum praedixit 169. Esai et Iacobi permutatio 28.

Esaus 23. Esau Idumaeorum princeps

Esdras a Xerxe satrapis commendatar 175.

Esdras divina sapientia prae-

Esdras legem Mosaïcam re-

vocat 178. Essaei sive Esseni 243 265.

Esseni stoïcis similes 217.

Esther Hebraeorum gentem servat 7.

Esthera nubit Artaxerxi 179. Esthera simulata benevolentia Amani struit insidias 180.

In Etruria coelum ardere visum 404. in Etruriam proficiscitur Hannibal 411.

Etrusci Romanos produnt ib. Etruscum bellum 345.

Eva Euea 16.

Evagrius Origenista B 68. Evamasar Assyriorum rex 142. Evander Cretensis a Perseo clam occisus 459.

Evaristus V Romanus episcopus 587.

Euboea mollit Antiochium 450. Euchania, seu Euchaïta, Theodoropolis appellatur B 214.

Eudocia Fabia Heraclii uxor B 81 82.

Eudociae Fabiae obitus et inferiae ib.

Eudocia Theodosio iuniori nubit B 41.

Eudocia Valentiniani filia Hunerico nubit B 49.

Eudocia Opsicia tertia Leonis philosophi uxor B 178.

Eudocia metu amittendi imperii Diogeni Romano nubit B 275.

Eudocia Michaëlis concubina Basilio nubit B 165 166.

Eudocia imperatrix secundas nuptias abiurat B 275.

Eudocia Diogenis arrogantia excruciatur B 280.

Eudociae Leontii philosophi Atheniensis filia B 41.

Eudociae periurium, profectio Hierosolymitana, eruditio, mors B 45.

Eudociae calliditas in recuperanda syngrapha sua Diogeni nubit B 277 278.

Eudoxia Arcadii uxor mala bestia Chrysostomo exilii auctor B 38.

Eudoxiae interitus B 39.

Eudoxiae iunioris Theodosii filia Valentiniani III uxor B 49.

Eudocimus Leonis Copronymi frater B 115.

Eventus prophetarum divinam sapientiam declarat 115.

Eventus stultis et miseris fidem facit.ib.

Eugenia martyr 625.

Eugenius a Theodosio occiditur B 22.

Eugenius regnum affectat B 35.

Evilad Merodach Nabuchodonosoris successor 123.

Evilat 17.

Eumenes Attali filius 447.

Eumenes veniam a Romanis impetrat 461.

Eumenes Alexandrinus episcopus 594.

Eunuchi principum lenones

Eunuchi tres se ob dominorum caedem iugulant 164. Eunuchi internuncii satelliti-

bus fideliores 172.

Eunuchi duo Artaxerxi insidiati 179.

Eunuchi grati Romanis B 100. Eunucho omnes opes creditae 141.

Eunucho non ut liberorum, ita et amicorum spes adempta 155.

Evodius primus Antiochenus episcopus 584.

Evodus Tiberii libertus 149. Euphemia martyr Eutychem

damnat B 46. Euphemiae relegatio B 55.

S. Euphemiae corpus B 113. Euphemius Anastasio frenum iniicit B 54.

Euphemius Siciliam Agarenis prodit B 140.

Euphrates 7.

Euphrosyna Michaeli Balbo nubit ib.

Euphrosyna in monasterium redit B 142.

Εύφρατησία χώρα 681.

Euprepia Monomachi soror B 251.

Euripidis versus de virtute 508.

Euripus urbs 499.

Eurycles Lacedaemonius Herodis domum calumniis turbat 250.

Eusebia Constantini uxor B 24. Eusebii Eunuchi caedes B 26. Eusebius Pamphilus utrum Arianus fuerit B 10.

Eusebius Eunuchus Gallum occidendum curat B 20.

Eusebius monarchiam Augusti longius repetit 545.

Eustratius patriarcha B 297. Euthymii Sardii martyrium B 139.

Euthymii patriarchae relegatio B 182.

Euthymius Syncellus nuptias secundas, tertias et quartas permitti vetat B 179.

Eutropii portus B 79. Eutychiana haeresis B 44.

Eutychianus Macrino adversatur 222 615.

Eutychianus Praetorio praefectus 616.

Eutychii relegatio B 70. Eutychius B 68.

Eutychus Agaso 526.

έξάδελφοι άνεψιοί 462. Excantatio mali spiritus 65.

Excensus 19. Excubiae seu speculae contra Agarenos B 163.

Exercitu dimisso res nostrae imbecilliores; hostium meliores fiunt 157.

Exercitui non concedendum otium, cui rei gerendae est occasio 106 52 149.

Exercitus metu consternatus in fugam vertitur 107.

Exercitus magnitudo non satis est ad victoriam 186.

Exilium portus periclitantium 66.

Exilium patriae praelatum 169. Experientia docet quae res corporibus prosint aut obsint 118.

Exploratores XII in Chananaeam mittuntur 40.

Exploratores sub amicitiae praetextu 74.

Exploratores per speciem legationis 159.

Exploratoris solertis magna est utilitas 157.

Exspuere turpe habitum Persis 148.

Exteris potissimum invidetur 124.

Exules in bellis adversus patriam gerendis suspecti 69.
Ezechiae morbus et luctus 111.
Ezechias religionem instaurat 55.

Ezechias XIV rex Hierosolymitanus 108.

Ezechias Barbaros oppugnat 110.

Ezechias offendit deum ostentatione thesauri sui 111.

Ezechias dux latronum ab Herode interfectus 226.

Ezechiel Iudaeae excidium vaticinatus 113.

Ezechiel per literas Hierosolymitanis vaticinatur 114. Ezechielis et Hieremiae in verbis dissensio 114.

Ezechiel Babylonem adducitur ib.

## F.

Fabeas qui et Himilco 465. Fabeae ad Romanos defectio ibid.

Q. Fabii praedia ab Hannibale non incensa et moderatio adversus insolentiam magistri equitum 416.

Fabiorum 306 interitus 345. Fabius Heraclanes Heraclii filius B 84.

Fabius Maximus Rullus 367. Filii pater delicta corrigit 368. Q. Fabius a Samnitibus vi-

ctus 368.
Q. Fabius Apolloniatis deditus 381.

Q. Fabius Maximus dictator contra Hannibalem dictus 418414. Lentulo adversatur 407 408. adversus Ligures missus 401. Romanos consolatur 419.

M. Fabius bellum Carthaginensibns in sinu offert 409. Hannibalem observat 422. Tarentum capit 429.

Fabius Hannibalis insidias olfacit 430.

Fabricii legati ad Pyrrhum praeclara oratio 374.

Fabricius Pyrrhum veneno tollere non vult 376.

Facinora impia vindictam numinis non effugiunt 219.

Facinus facinore cumulatur

Facinus unum universae gestarum rerum gloriae maculam dedecoris imprimit 193.

Facinorosos coniungit periculum 172.

Falco 602.

Falcati currus et arma et corpora dissecant 161. Falcrii Faliscorum urbs di-

ruta 354 400.

Faliscorum deditio 354.

Faliscum bellum *ib.* et 400. Falsus rumor luctum supervacuum parit 75.

Fama de successore Mauricio B 2.

Fama vaticinatrix de interitu Nicephori B 204

Fama super omnia et atrociora facit 75.

Fama de Conone Iconomacho B 103.

Fama de Nicephoro Phoca B 197.

Fama vaticinatrix inanis B251. Fama inanis de Alexii obitu B 304.

Fama victoriam Pauli Aemilii intra dies quatuor Romae nunciat 460. Famae non statim credendum 51 75.

Fames post Deborae obitum 51.

Fames sub Elio 55.

Fames ob Gabaonitas immissa 79.

Fames Samaritana 100.

Fames seu pestis Bulgaris Christianismi occasio B 155.

Fames et hiems hostes invicti 157.

Fames sub Agyropolo B 232. sub Nicephoro B 206. sub Parapinacio B 289. sub Romano B 189 191.

Fames hostis acerrimus 487. Fames et pestis sub Augusto 535.

Familia cnm patre familias dat poenas 47.

Familiae XXI successiones 115.

Famuli occidunt regem Ioam 106.

Farina venenum diluit Elisaeo 99.

Fata mirabiliter tyrannorum conatus frangunt 67.

Fata similitudine eludere conati Romani 405.

Fatalia facinora liberare crimine videntur auctores, seu ministros 192 196.

Fatalis excidii ignoratio causa est inanis defensionis et extremae calamitatis 115.

Fatalis clades et animum et consilium eripit 316.

Fato frustra adversatur humana sapientia 171.

De fato dilemma B 204. Fatum providentiam huma-

nam snperat 32.

Fatum praescitur, non vitatnr 96.

Fatum esse declarant prae-

dictiones ipso eventu com-

probatae 132. Fausta Maximiani filia Constantini Magni uxor B 2.

Fausta uxor a Constantino ob calumniam et lasciviam occiditur B 6.

Fausta Maximiani Herculii filia Constantini Magni uxor 644.

Faustulus nutricius Romuli 314

Faustus Latini pater 313.

Fax e Caesaris castris in Pompeii delata 485.

Februarius 322.

Ubique felicitas luxuriosa et ignava 48.

Felicitas mater, calamitas filia superbiae 107.

Felicitas odia minuit 220. Felix quem faciunt aliena pericula cautum 123.

Felix Trusillam ducit 287. Felix Romanus episcopus 647. Femora divisionis nota 119. Femur ferire luctus signum

163. Fera informis et horribilis 127. Ferae pro regnis minoribus

Feras infantem alere non probabile 315.

Ferina venationis praemium 147.

Ferrea regio B 156.

Ferrum senatum repraesentat 119.

Ferrum aere solidius ib. Ferrum et aurum imperii nervi

636. Festum hilariter celebrandum

Festum hilariter celebrandum
178,

Festus sicarios coercet 290. Ficulnum Adami praesidium 17. Ficulno praesidio non nitendum 110.

Ficus in arbore insertae 544. Fidenates 324.

Fiducia yirium iniurios facit

Filia ob iusiurandum immolata 52.

Filia pro amica supposita 202. Filiae hominum 85.

Filii dei 18.

Filii 71 unius Gedeonis 52.

Filii degeneres 59. Filii Samaritaedevorati a ma-

tribus 100. Filii patris culpam non luunt

106. Filii in deorum honorem cre-

mati 108. Filii hominis regnum amplis-

simum et aeternum 129. Filii unici caedes acerbissi-

mus patris dolor 153. Filii de matrum collis sus-

pensi 205. Filio cavendum ne moerori sit patri 145.

Filiorum successio et felicitas parentibus iucundissima 73.

Filiorum obitus aliquando poena peccati 74.

Filium patris interfectori succensere et insidiari probabile 114.

Filius ob matrem patri infensus 49.

Finitimis dissidentibus ei ferendum auxilium cui fit iniuria 149.

Firmamentum 15.

In Fisco Romano 250000 drachmae 602.

Flaccus Syriae praetor 259, Q. Flaccus contra Gallos pugnat 401.

Flaccus a Campanis accusa-

tns 428. Tarentum capit 429. consul 426 427.

Flaccus Nasamones delet 581. Flaminius ad Arctium ab Hannibale caesus 418.

L. Flaminius 446.

T. Flaminius Philippum fugat ibid.

Flaminius victis Gallis contemnit aruspices 404. iterum consul 412.

Flaviani martyrium 626. Flaviani interitus B 44.

Flavianus Theodosium Antiochenis placat B 36.

Flavianus columbae augurio Romanus episcopus 485.

Flavianus Antiochenus episcopus 626.

Florianus a militibus caesus

638. C. Florus Hamilcarem repri-

mit 387. Flumen cruentum 404.

Fluminum hostilium transitus periculosissimus 186.

Fluvii multum commodent urbibus 314.

Foeneratores pauperibus utiles 340.

Forma cum ingenii praestantia coniuncta 118.

Forma excellens obstupefacit amatores 141.

Forma imperii conciliatrix 179. B 299.

Formam homines intuentur 63. Formosarum consuetudo periculosa 157.

Formosi et proceri digni putantur imperio 63.

Formosissimi duntaxat in captivitatem abducti 114.

Fortes viros etiam hostis magnanimus amat 162.

Fortibus viris sublatis victi rebellant 85.

Fortibus nihil expugnabile 192.

Fortunae utriusque societas postulatur 78.

Fortuna comes Alexandri iu rebus asperrimis 188.

Fortunae ludus, ut stultioris et deterioris maior sit auctoritas et honos 157.

Fortunae inconstantia etiam felicissimis timenda 190.

Fortunae urbanae simulacrum B 57.

Fortunae in alienum locum traductio 332.

Fortunati homines ea sibi fingunt quae naturam humanam excedunt 126.

Forum liberum 146.

Franci cum Galieno pugnant 631.

Franci B 105.

Francis Galliae ab Iustiniano primo concessae B 105.

Francorum in orientem expeditio B 300. ingressus in Italiam B 120.

Francorum rex Italiam ab Agarenis defendit B 170.

Fratrum filias Romanis ducere ante Claudium nefas

Frigidis lavationibus et potionibus conservatus Augustus 584.

Frumenti pluvia in Probi castris 638.

Fulgor lepram Osiae immittit 107.

Fuligo caminorum 35.

Fulmen utero illapsum 183. Fulvia Clodii vidua Antonii uxor 500.

Fulviae crudelitas 502. cum

Augusto dissidium 510. obitus 511.

Fulvius Ploetinus Poenos vincit 398.

M. Fulvius contra Actolos missus 455.

Fulvius pons pro Milvio B 2. Fungus e sepulcro Zoës enatus B 261.

Funibus vincire capita deditionis signum 94.

Furius consul 404.

L. Furius Gallos compescit

Sp. Furius 341.

Furius Camillus Scribonianus, Dalmatiae praeses, necem sibi consciscit 562.

Furor arrogantiam et superbiam sequitur 123.

Furum venditio Iudaeis molesta 244.

Furti calumnia 30.

Fuscus ab Adriano occisus 591. Futura praevidere prudentiae est 212.

## G.

Gabaonis excidium 49.
Gabaonitae fucum faciunt
Israelitis 47. publici servi
fiunt ib.

Gabatha urbs 89.

Gabii, Sexti Tarquinii dolo capti 330.

Gabini ib.

Gabinii rogatio pro Pompeio 476.

Gabinius magnis rebus gestis Romam redit 224. Gabras Theodorus B 279.

Gabriel apparet Danieli 132. Gabriel a Tobito decem ta-

lenta accipit 142. Gabryas Persa 171.

Gad propheta 66 80.

Gadatas ad Cyrum deficit 155.

Gadatas Cyri interventu contra Assyrium defenditur 156. Gaddi desertum 67.

Gades 434. occupantur a Ro-

manis 435. Gaidad 17.

Galaaditica occupata ab Israelitis 43.

Galacrenae B 179.

Galatae Asiani 454. Gallorum coloni 355.

Galani cum Alexandro colloquium 194.

Galaesus Camilli libertus 562. Galba 444. V. Sulpicius.

Galba imperator designatus 570.

Galbae acta suscepto principatu 572.

Galbae caedes 291 572 573. Galbam imperaturum praedixit Tiberius 549.

Galea per portam Plutoniam elata 601.

Galeagra Syracusanorum 425. Galgalia castra 47.

Galieni interitus et mores 635. Galieni uxor ab uno milite defensa 634.

Galieni frater et filius Romae occisi 636.

Galienus Galieni filius a posthumo occiditur 632.

Galienus Valeriani filius 629. Galienus imperator -Alemannos et Herulos vincit 633.

Galilaea subacta ab Herode 93.

Galilaei speluncae ib.

Galilaei Herodianos submergunt 283.

Galilaei a Cumano male tractati 286.

Galilaeorum factio 265.

Galla secunda Theodosii uxor B 85. Gallerii Maximiani interitus 646.

Gallerius Maximinus imperator Orientis 643. Persas vincit 642.

Gallia Caesari in quinquennium decreta 481.

Gallia Circumpadana *ib.* Galliae ah Aureliano recun

Galliae ab Aureliano recuperatae 637.

Galli Europaei partim ad Ripaeos montes, partim iuxta Alpes consederunt 355.

Galli Romam invasuri coercentur 446. Romam oppugnant 355.

Galli Romanis suspecti 402. transfugae Scipionem de-

serunt 410 411. ab Romanis deficiunt 444.

Galli secundum profligati a Romanis 360.

Galli stipendiarii ab Hamilcare occisi 386.

Galli a Romanis conducti 398. Galli duo in foro defossi 403.

Galli subacti 447.

Galli supra Rhenum 595, Galli perfidia contra Decina

Galli perfidia contra Decium 627.

Gallorum iusiurandum de Capitolio 404.

Gallorum in Italiam irruptio 455.

Gallorum mancipia non emta 402.

Gallica pactio Camilli interventu dirimitur 358.

Gallina alba in Liviae sinum demissa 515.

Gallus imperator Barbaris tributum promittit, Christianos persequitur, male perit 628. Gallus se cum S. Pompeio con-

iungit 517.

Gallus 529. ad Augustum deficit 517.

Gallus aureis compedibus vinctus 564.

Γαμβρὸς ἐπ' ἀδελφῆ 646. Ganges Phison 16.

Gangis latitudo et profunditas 194.

Garidas Ioannes B 187.

Garizinus mons 183.

Garizinium templum, asylum impiorum 54.

Iovi consecratur 205.

Gastria, monasterium B 144. Gaulanitis occupata ab Israelitis 43.

Gausamela 189.

Gaza 58.

Gaza Persica Damasci direpta 288.

Gazaeae portae ablatae a Sampsone 54.

Gazophylacii opes 302.

Gedeonis vocatio, prodigia, delectus, stratagema, somnium 51.

Gedrosia recreat Alexandrum 195.

Gelboe mons 70.

Gelimer Hildericho occiso Vandalorum regnum in Africa occupat B 65.

Gelimeri in captivitate risus B 66.

Gelimeri petitio et deditio ib. Geminus Servilius 412 416.

Genesius et Valerius Eudociae imperatricis fratres B 41.

Gellae populi 491.

Generosa indoles imperium aspernatur, rationibus movetur 185.

Generosi animi tyrannorum impiis edictis non cedunt 205.

Genius malus Bruti 507. Gens rebellis alio transfertur 116. Gentis internecio divinitus mandata 62.

Gentianorum quinta in Africa seditio 641.

Gentiles 3.

Gentius Scodrensis victus a Romanis 460.

Geometria ab Abraamo tradita Aegyptiis 22.

Geon Nilus 16.

Georgius Maniaces Edessam capit B 232.

Gerebus 175.

Germani interitus B 8.

Germani oraculum de Anastasio B 108.

Germani Romanis formidabiles 481.

Germani Romanos caedunt 541 542.

Germani victi a Maximino 621. Germani patriarchae castratio 410.

Germanicia recepta a Copronymo B 108.

Germanici obitus 548.

Germanicus Drusi filius ab Angusto adoptatus 541.

Germanicus. Tiberio formidabilis recusat imperium 546. Germanio Hierosolymitanus

episcopus 612. Germanorum 80000 caesa a Caesare 481.

Germanus Botaniatae servus B 27.

Germanus Tiberii gener B 393. Germanus patricius socer Theodosii, Mauricii filius B 78.

Gerson Mosis filius 35; Gessius Florus Iudaicae seditionis auctor 267.

Gessius Florus Albini successor 289 291

Geta Severi filius 217. eius caedes 613.

Getae 531. Getae rex Davidis socer, Absalonis avus: 75.

Getica olim, post Dacia 681. Giezis minister et discipulus Elisaei 99.

Giezis una cum mumeribus etiam Neemanis lepram accipit 100.

Gigas sedigitus 79.

Γίνεται 'Αργελάφ, αντὶ τοῦ γαμεϊται 265.

Gizerichus Vandalus ab Eudoxia accersitus Romam diripit B 49.

Gizerichus Basiliscum vincit B 51.

Gizerichus B 65.

Gladiatorii ludi a Nerva sublati 584.

Gladiatoriis ludis factus crudelior Claudius Caesar 562. Gladius largitor consulatus 483.

Gladius quaestor inexhaustus 613.

Glaphyra ad patrem Archelaum remittitur 253,

Glaphyra Alexandro, Iubae et Archelao nupta 244 264 et 265.

Glaphyra Salomae infesta 245. Glebae intra, sulcum coniectae 316.

Gloriam antecedit deiectio

Odoriatio intempestiva alienat animos 78.

Gobryas Assyrius ad Cyrum deficit 153.

Gobryas vel suo interitu libertatem redemtam cupit 172.

Goeleon B 187. Golias 63.

Goliae caedes 66.

Goliae gladio utitur David 66.

Gomares Galatae 21.

Gondaris B 65.

Gondigiselus Vandalorum rex ibid.

Gongylii B 184.

Gordiani obitus et controversia de eo, eiusque filio 622

Gordiani III victoria Persica et caedes 624.

Gordianus imperator creatur ab Africanis exercitibus 621. Gordius Hierosolymitamus episcopus 612.

Gothi Belisario regnum deferunt B 69.

Gotholia Iorami uzor, Achabi filia 102.

Gotholia Davidicum genus exstirpat 104.

Gotholiae caedes ib.

Gotholias Iudaeae praeses 116. Gothoniel iudex Israelitarum

Gracchus in Lucania perit 23. Gracchus magister equitum 422. consul ib.

Graeciam aggrediuntur Romani 402.

Graecia sub Romania felix 471. Graeci ab Iovan 21.

Graeci ignis inventio B 90. Graeci duo in foro defossi 403. Graccis libertas a Flaminio

data 447.

Grando 35. Grando in hostes Israelitarum

illata 47. Grando et imber in Sisaram

actus 51. Ad Granicum pugna 166.

Grati animi cura Persarum regibus 180.

Gratia et pecunia corruptelae iudicii 97.

Gratiam, referre non posse extrema calamitas 191,

Gratianus B 30.

Gratianus per Andragatkium occiana B 85.

Gratianus Valentianum collegam asciscit B 33.

Gratiani pietas ib.

Gratus Sabino fert opem 262. Gregorii magni poemata B 25.

Gregorius Nazianzenus Constantinopolitana ecclesia codit B 87.

Gregorius, qui et Tiberius, Sergii opera imperator salutatus occiditur B 102.

Gregorius contra Macedoniamos docat B 36.

Gregorius Leonem Iconomachum anathemate notat B

Gregorius papa cum Francis pacem facit B 121.

Gregorius Thaumaturgus Origenis auditor 623.

Gryphes duo aurei B 158.

Gundamundus B 65. Guttae sanguineae in vexillo satellitum 525.

Gylas Hungarus Christianus B 195.

Gymnesiae insulae 435. Gymnosophistae 194. Gyres B 159.

## H.

Haemus 403.

Haereditas in eadem tribu manet 47.

Haereditates sunt expedita ditescendi ratio 146.

Haeretici non rebaptizandi 629.

Hamilcar ad Liparam classe victus 390.

Hagio Longobardiae dux B 177.

Hamilcar Barcinus in Siciliam missus 386.

Heraclius in Persia rem bene gerit B 84.

Herculianum oppidum Vesuvii incendio oppressum 579. Herculis columnae 406.

Herennii Graiani sententia de Christianis 592.

Herennius Capito Agrippam detinet 272.

Hermogenes rhetor \$35.

Hermon Hierosolymitanus episcopus 639.

Herodes Antipatri f. rex Iudaeorum 8.

Contra Herodem conjuration 241.

Herodes pro regno exilium Lngdunense impetrat 197. Herodes Galilaese procurator

Ezechiam latronem caedit 226.

Herodes apud Brutum et Cassium in gratia 227.

Herodes violentus et audax accusatus ab Iudaeis ab Hyrcano absolvitur 226.

Herodes Coelesyriae praetor Hyrcanum oppugnaturus 227.

Herodes Iudaeorum querelas largitionibus apud Antonium diluit 229.

Herodes et Phasaelus ab Antonio Tetrarchae appellantur ib.

Herodes a Parthis pulsus, Romae rex Iudaeae appellatur 231.

Herodes Hierosolyma recipit 233.

Herodes Hyrcanum ad dissimulandas insidias honorifice tractat 284.

Herodes regno firmato grassatur ib.

Herodes totius Iudaeae rex declaratur ib.

Herodes speciosa causa quaesita petitionem Antonii eludit ib.

Herodes ab Antonio accersitus Mariammen occidi iubet 237.

Herodes liberalitate populorum erga se benevolentiam redimit 241.

Herodes a Caesare filiis reconciliatur 246 247.

Herodes Herodis et Cleopatrae filius 254.

Herodes ab Iudaeis accusatur 263.

HerodesAgrippae frater, Chalcidis rex 267.

Herodes Tetrarcha Tiberiadem condit 267.

Herodes Herodiadem ducit 271.

Herodiadis fides in maritum Herodem 276.

Herodías Aristobuli filia 274. Herodí ab Augusto Caesare regnum confirmatur 239 240.

Herodis uxores Doris et Marismme 228.

Herodis in balneo periculum 233.

Herodis IX uxorés et liberi 253.

Herodis metus post Actiacam victoriam 238.

Herodis nuptiae cum pontificis Simouis filia 242.

Herodis successus, magnificentia et filii Romam misai tbid.

Herodis tyrannica diligentia 243.

Herodis ex cupiditate gloriae atque imperii crudelitas et iniuria 246.

Herodis domus, bello civili similis 246.

Herodis filii in calumniam adducti 248.

Herodis III eunuchi ib.

Herodis coniugia et familia 253.

Herodis testamentum 254. Herodis et Mariammes II filiae

Herodis ex contemtu et odio sui saevitia 258.

Herodis morbus 260. crudelitas 241.

Herodis Agrippae fratris filii 286.

Herodium castellum 308.

Herodoti de Cyro parrationem improbat Zonaras 169.

Heroes raro feliciter procreant liberos 130.

Heros Antiochenus episcopus 588 598.

Heruli gens Scythica et Gothica 631.

Hexapla Origenis 611. Histus Romae 364.

Hieremiae ossa Alexandriam translata 118.

Hieremias frustra Pachimum monet 17.

Hieremias ob clades praedictas ab Iudaeis in Aegypto lapidatur 50.

Hieremias propheta Iudaeae excidium vaticinatur 112.

Hieremias ob salutares admonitiones in puteum coenosum abiicitur 115.

Hieremias pro transfuga comprehensus ad supplicium asservatur 115.

Hieremias a Babyloniis honorifice tractatur 116.

Hierichuntiae aquae sterilitatem inducere solitae 97.

Hierichuntis exploratio, obsidio et excidium 46.

Hiero Aegyptius meminit diluvii 19.

Hierocles Heliogabali maritus 617.

Hieron Siciliae rex 380. pacem cum Romanis facit 385. eius dona Romam missa 416. cum eodem pax perpetua 379.

Hierosolyma obsidet Nabuchodonosor 7. instaurant Iudaei 16. eo venit Alexander 8. penitus eversa 9. ex semisse capta 48.

Hierosolyma post annos 70. instauranda 115.

Hierosolyma XXIX Xerxis anno absoluta 178.

Hierosolyma ex agris migratum, ut urbs frequentaretur 178.

Hierosolyma augentur ob religionem 89.

Hierosolyma a Saracenis occupata B 91.

Hierosolyma spoliata ab Azahele 105.

Hierosolyma Aegyptiis tributaria 114. Hierosolyma Babylenio tra-

ditur ib. Hierosolyma a Parthis dire-

pta 230. Hierosolyma capta a Francis

B 800. Hierosolymitana arx (complanata 215.

Hierosolymitana fames 294. Hierosolymitana praeda 308. Hierosolymitani castelli ob-

sidio 255. Hierosolymitani regni duratie annorum 514 115.

Hierosolymitani episcopi ad Adrianum defectio 592, usque ad Commodum 601.

Hierosolymitani templi aedi-

ficatio divinitus impedita B 26.

Hierosolymitanum templum novi Iovis illustris Caii 559. Hierosolymorum rex victus ab

Iesu 47.

Hierosolymorum secunda direptio a Babyloniis 114.

Hierosolymorum excidium et populi migratio 115.

populi migratio 115.

Hierosolymorum excidium B
238.

Hierosolymorum moenia 293. Hierosolymorum instauratio impedita usque ad annum

II Darii 169. Hierusalem olim Solyma 22.

Hildericus B 49.

Himera capta a Romanis 393. Himerius Agarenos profligat B 180.

Himilco Fabeas Carthaginensium magister equitum 465. Himilconis in Sicilia cum Marcello pugnae 425.

Hippo urbs 467. a Romanis occupatur 397.

Hippolytus Hostiensis episcopus 620.

Hircanus ab Herode occisus
136.

Hircanus Antiocho Pio Hierosolyma dedit 216.

Hircanus ad Arctam confugit 222.

Hircius Antonium fugat 634. Hircus regnum Macedonum 130.

Hispani Hamilcarem vincunt 401. Graecis Iberes 406. Marcellum relinqaunt 422. Hispania administrata a Caesare 481.

Hispania pro urbe Europaeae Iberiae B 34.

Hispania ab Hasdrubale occupata 402. Hispaniae situs 406.

Hispani domiti a M. Portio Catone 447.

Hispani equi B 21.

Hispanorum igniti currus 402. indomita ferocia 434 435.

Hispanorum insidiae divinitus Scipioni significatae 439.

Historiae scriptio laboriosa libros postulat 5.

Historicorum supervacua 168. Historicorum dissensio de imperatoribus Maximinum secutis 623.

Hodegia aedes Deiparae B 165. Hodie non imperavi, quia nemini benefeci 579.

Holofernes Betuliam penuria commeatus domare instituit 139.

Holofernes ab Iuditha occiditur 7 142.

Holofernis caedes et Assyriorum profligatio ib.

Homerus architectus 188. Homerus aureus B 52.

Homerici centones B 45. Homicidae filius prophetam

occisurus 101. Homicidis supplicio affectis

levata mala 319. Homines ignorant se fatorum ministros esse 30.

Hominis excellentia 16.

Homiuis divisio in pueros, adolescentes, viros, senes 146.

Hominis excellentia 361.

Hominum voluutates et actiones arcano fatorum nutu moventur 105.

Hominum insidiae non nocent iis quos deus conservatos et ornatos vult 180.

Ηοπο μικρόκοσμος 14..

Honores inimicorum insidiosi 65.

Honores a magnatibus habiti non semper a benevolentia proficiscuntur 180.

Ubique honos inexpectatus pro contumelia accipitur 181.

Honos non habetur iis quorum opera supervacanea censetur 184.

Honorichus B 65.

Honorii inhonoratus obitus B 61.

Honorii nuptiae et migratio Ravennam ib.

Honorius Constantii Comitis filius B 40.

Horatii victoria et sororis caedes 324.

Horatii ter gemini 323.

M. Horatius decemviris opponitur 348.

Hormisdae Persarum regis interitus B 75.

Hormisdae Persae ad Romanos transfugium B 13.

Hormisdas Persa 642 B 72. Horror nocturnus cum Nero adoptaretur 565.

Hospes beneficus a supplice occisus 116.

Hospitium offerre amicitiae principium 159.

Ab hoste frustra petitur quod illius obstat commodis 110.

Hostem in urbem admittere periculosum 47.

Hostem fallere et inopinato aggredi utile 150.

Hostes dissipatos, indulgentes genio, subito opprimere artis est 70.

Hostes ira divina in sceleratos immittuntur 107.

Hostes etiam beneficiis et clementia deliniuntur 190 191. Hostiensis portus a Claudio Caesare factus 563.

Hosti mora, dum se parat, non concedenda 52.

Hosti aut resistendum aut parendum 154.

Hostilium consiliorum exploratio magnum victoriae adiumentum 78.

Hostilius. V. Tullus.

Hostis consilium approbatum

Hostis contemtus facilius nocet 164.

Hostium insultus ex ultione divina 85.

Hostium vires mature premendae 149.

Hostium praesidia occupanda et in usum nostrum vertenda 157.

Hostium 50000 caesa, suorum non 50 amissis 490.

Hugo Francorum rex, socer Romani iunioris B 195.

Humores pravi luxu et otio cumulantur 105 148. Hunericus B 49.

Hungari Turci ad Istrum B

152. Hungarl seu Turci Christiani fiunt B 194.

Hungari Thraciam vastant B 206.

Hunnorum regis perfidia et caedes B 60.

Hyaenae urbes ingressae 591. Hyasusae insulae 436.

Hydarnes 171.

Hydrae instar caesi milites nascuntur 373.

Hiems et fames hostes invicti 157.

Hiems saeva B 191, sub Copronymo B-110.

Hyginus Romanus episcopus

Hymenaeus Hierosolymitanus episcopus 681 639. Hypatii caedes B 62 63. Hyrcani Assyriorum servi ad Cyrum deficiunt 151. Hvrcani munera Ptolemaco oblata 204. Hyrcani mater virago 216. Hyrcani caedes 239. Hyrcani interitus 204 216. Hyrcano Pompeius sacerdotium confirmat 224. Hyrcanum mare 23 88. Hyrcanus Iosephi filius 202. Hyrcanus featres insidiantes caedit 204. Hyrognus Loannes Simonis filius pontifex 215 216. Hyrcanus Syriae et Idumaeae urbes subigit 216 217, Hyrcanus Pharisaeis invisus 217. Hyrcanus pontifex 8 221. Hyreanns Malichi caedem probat 228. Hyrcanus a Parthis cuptus, ab Antigono auribus mutilatur 230. Hyrcanus Babylone honorifice tractatus. Hierosolyma revertitur 234. Hyses 168.

I. Iabini Sauliorum cadavera se-

Hystaspes 164.

peliunt 70.

Iabis vastatio 49.

Iabis Galaaditicae obsidio 59.
Iacob supplantator 24. Esaui benedictionem intercipit 25 26.
Iacobi exilium et scala 25.
Iacobi digamia et servitus ib.
Iacobi fuga ex Mesopotamia 26.
Iacobi lucta cum angelo ib.

Lacobi et Esaui permutatio 28. Iacobi in Manasse et Ephraimo decussatio 32. Iacobitarum Catholicus Monothelitam facit Heraclium Lacobus cum 75 hominibus in Aegyptum descendit 31. Iacobus moriturus vaticinatur Iacobus 147 annos natus obit ibid. Iacobus Iesu Christi frater 290. Iacobus frater domini, primus Hierosolymitanus episcopus 584. Iacta est alea 621. Iael virago 51. Iairus VI iudex Hebraeorum 52. Iamblichi alectoromantia B 33. Ianneas, seu Alexander, fratri Aristobulo succedit et fratrem occidit 219. Iannes s. Ioannes patriarcha B 153. Ianuarius 822. Iapheti posteri et coloniae 21. Iaphetus Noae filius 18. Iardeni saltus expugnatio 310. Iaredus vivit 962 annos 18. Issita Constantinus B 299. Iason pro Iesu 204. Lazyges 595. Iberes. V. Hispani. Iberes Thobeli 21. Iberes 478. Iberes seu Abasgi 56 B 227. Iberia subacta B 92. Iberum fl. traiicit Hannibal 408. Hasdrubal 412, ad Iberum vincit Scipio 416. Ibides infestae serpentibus 34. Icasia sive Cassia frustrata Theophili nuptiis fit mo-

nacha B 142 143,

L. Icilius 347.

Iconium a Turcis vastatum B 280.

Iconomachi coercentur a Rangabe B 126.

Ide Lena D. Mundi 268.

Idololatria familiae eversionem portendit 88.

Idumaea Iosaphato paruit 97. Idumaei Mosi formidabiles 42. Idumaei Iudaica instituta amplectuntur 216.

Iebosthes Saulis filius Abeneri opera biennium regnat

Iebosthis interitus 72.

Iebus Hierosolyma ib.

Iebusaei Hierosolyma incolunt ib.

Iccur sine capite 196.

Ieho praemium crudelitatis in Achabios regni duratio promittitur 104.

Ichus propheta 89.

Iehus propheta arguit Iosaphatum 96.

Iehus grassatur in Achabicam familiam 103.

Iehus rex Israelitarum ungitur ib.

Iehus aureos vitulos non colit 104.

Iehus in impietatem delabitur 105.

Iciunium in luctu 93.

Ieiunium triduanum ob periculosum conatum 179.

Iephta VII iudex Israelitarum 52.

Iephtae temerarium votum ib. Ieroboam Nabathi filius regnum prophetae impulsu affectat 85. X tribuum rex declaratur 87.

Ieroboami manus arefacta restituitur 88.

Ieroboami familia exstirpatur 89. Ieroboamus sacerdotia vendit 88.

Ieroboamus vitulos aureos in honorem dei scilicet instituit 87.

Ieroboamus II Syros vincit 107.

Iessaeus 56.

Iesus. V. Christus.

Iesu Christi nativitas et doctrina 9 268.

Iesus Navis filius 40.

Iesus Mesis successor 44. Iesu rerum gestarum catalogus 47.

Iesus urbibus munitis abstinet 48.

Iesus agrés Israelitis distribuit ib.

Iesus annos 110 natus obit ib. Iesus Saulis filius 62.

Iesus Iosedeci filius Iudaeae instaurator 175.

Iesus a fratre pontifice occiditur 196. Iesus Oniae pontificis frater

204. Iesus Fabetis filius pontificatu

pellitur 242. Iesus pontifex 254.

Iesus pontifex Gamalielis filius 290.

Iesus Mnaseae filius pontifex ibid.

Iesus rusticus excidii vates 302.

Iesu Christi baptismus et supplicium 552.

Iesu Christi nativitas 545. Iezahel Achabi uxor 90.

Iezabel prophetas occidit 92. Iezabel falsis testibus sub-

ornatis occidit Nabothum 93, 1ezabelis interitus 103.

Ignatius II Antiochenus episcopus 584, bestiis obiectus 588. Ignatius Patriarcha relegatus a Barda 488 B 162.

Ignatius Patriarcha restituitur B 168.

Ignaviae crimen forti facinore diluitur 156.

Ignavis nihil tutum 192.

Ignes, quibus adventus hostium significabatur, sublati a Michaele Theophili filio B 163.

Igni coelesti conflagrant bis quinquageni viri contra Eliam missi 96.

Igni et aqua interdicti 499. Ignis sponte ortus cremat victimas 40.

Ignis divinus victimas Salomonis consumit 84.

Ignis coelestis Eliae sacrificium cremat 92.

Ignis e mari emicans 423. Ignominia poena violatorum

patriae institutorum 148. Ilia Romulum et Remum parit 13.

Ilia fit Vestalis et praegnans 314.

Ilitergitanorum excidium 434. Illi caedes B 53.

Illus B 52.

Illyrica gens Sardiaeorum 402. Illyrici appellatio 403.

Illyrii 405 444.

Imagines Romae fero admissae 323.

Imaginum cultus sub Theodora restituitur B 154.

Imaginum cultus septimo concilio approbatur B 117. Imago dei 16.

Imbelles contemnuntur 49 et 216.

Imber ingens sub Alexio B 177. Imbrael rex Agarenorum B 148.

Imperativa verba aliquando

non iubent, sed quod futurum sit praedicunt 126.

Imperator aliena donare non potest 591.

Imperator syngrapham dat patriarchae B 126.

Imperator cum senatu convivare solitus B 176.

Ab Imperatore Anastasio syngrapha fidei data patriarchae B 180.

Ab Imperatore aliena non petenda 341 342.

Imperatori consilia sua curanda 164.

randa 164. Imperatoris titulus decretus

victo et ignavo 498. Imperatoris appellatio 532. potestas 537.

Imperatorum honos olim consularis 643.

Imperii cupiditas nec eognationis nec societatis rationem habet 212.

Imperii maximi conditor exigua terra conditur 195.

Imperium facile est in bonis 192.

Impius fit exemplum pietatis 112.

Improbi hominis simulatio fide carct 248.

Improbitas nullis beneficiis flectitur 116.

Inargus Persa B 221.

Incendium sub Tiberio 551. Incendium sub Romano B 191.

1ncendium sub Alexio B 306. Incer B 166.

Inconstantiae rerum humanarum consideratio deprimit elatos animos 195.

Incredibilia miraculis confirmantur 111.

Incredulitatis poena mors 101. Indiae pars fertilitate Aegypto par 192. Indi amicitiam Augusti expetunt 536.

Indibilis 435. a Scipione victus 573.

Indica pecunia Cyro missa 158. Indici legati Cyro navant operam 159.

Indicibus coniurationis servis civitas data 338.

Indicta causa etiam maleficum occidere nefas 226.

Indigenae exteris praeferuntur 314.

Indoles generosa hominem evehit 85.

Indoles mature apparet 372. Indorum legatio ad Cyaxarem 149.

Indulgentia paterna facit ut filii ab aliis puniantur. 75.

Ex infantium dissectione captatum augurium B 2.
Ingenii dotes etiam ab hoste

honorantur 118. Ingenium ignavum, regno ine-

ptum et contemtui obnoxium 223.

Ingenui tyranni interitus 632. Ingrati animi iudex deus 105.

In hoc vince B 2. Inimici sine motu publico ul-

Inimicorum calumniae poena divinitus inflicta 77.

ciscendi 228.

Inimicum summis ornare honoribus 181.

Iniurio homini ultio semper timenda 75.

Innocentia non tuta est contra calumniam 93.

Innocentia etiam hostis confessionem elicit 67.

Innocentis persecutio scelus est et dementia 69.

Insanus sellam Caesaris occupat et coronam 543. Insidiae hostium semper timendae 101.

Insidiae nisi maturentur, facile deprehenduntur 172.

Insidiae Augusto factae 535. Insidiarum suspicio dirimit amicitias 74.

Insidiator vitae fit minister honoris 180.

Insidiatores compescendi ratio 541.

Insidiatores Caligulae caesi 550.

Insidiatori parcere est salutem suam prodere 122.

Insolita, quam vis recta, vulgo stultitia arguuntur 75.

Insubres Galli a Romanis victi 403 404. Insubria subacta 405.

Insula principis B 122. Insula Prote ib.

Insula Syracusanorum 425. Insulae Graeciae a Romanis

occupatae 445. Intaphernes 311 312.

Interregnum post Romuli obitum 321.

Ioab armentarius 18.

Ioabi solertia in reconciliando Davidi Absalone 75.

Ioabus Davidis imperator 65. Ioabus Abesam fraude occidit 79.

Ioabus Adoniae adiutor 55 81. Ioabus ad aram mactatur 83. Ioabus Absalonis cor tribus telis configit 78.

Ioabus Davide prudentior iussa regis exequi cogitur 80. Ioachazus X rex Israelis 105. Ioachazus XVIII rex Hiero-

solymorum 113.

Ioachazus ab Aegyptio capitur 114.

Ioachimus II XX rex Hiero-

solymorum 47. a Nabuchodonosore occiditur 114.

Ioachimus sive Eliachimus XIX Hierosolymorum rex ibid.

Ioachimus, sive Iechonias, Babylone liberaliter tractatur 123.

Ioades Ioam et populum iureiurando obstringit ad colendam religionem 104.

Ioades pontifex 182.

Ioades annos centum et triginta vivit 105.

Ioadi divinum somnium 197.

Ioadus pontifex ab Alexandro
honorifice tractatur ib.

Ioae Hierosolymitani interitus 106.

Ioannes pontifex Iesum fratrem occidit in templa 182.

Ioannes zelotarum princeps 151.

Ioannes tyrannus ad perpetua vincula damnatur 166. Ioannes Iudae frater ab Amaraeis occiditur 210.

Ioannes apostolus a Domitiano Patmon relegatus 583. Ephesum revocatur 584.

Ioannes Calybites B 50.
Ioannes Tzimisces 199 200.
Ioannes Romse tyrannus B 40.
Ioannes Orphanotrophus patriarchatum ambit B 238.

Ioannes Syngelus legatus ad Arabes B 145.

Ioannes Syngelus 200. plagas accipit ob violatam imaginem B 154.

Ioannes Logotheta Dromi B 261.

Ioannes Sidensis metropolita Michaelis Vicarius B 287. Ioannis Baptistae caedes 9 271. D. Ioannis praecursoris manus 524 B 195.

Ioannis Spadonis mores B 285. Ioas rex declaratur 104.

Ioas digamus ib.

Ioas secundus Israelitarum rex 105.

Ioas Ioade mortuo in impietatem delabitur ib.

Ioas Syros ter vincit, urbes amissas recuperat ib.

Ioathamus XII rex Hierosolymorum 107.

Ioathamus Amanitas vincit 108.

Ioel Samuelis filius 59. Ionadabus gratulatur Ieho 108. Ionas Ieroboamo victoriam

Syrorum praedicit 107.

Ionas veniam contumaciae impetrat ib.

Ionas a ceto absorbetur ib.
Ionathae modestis et amor
fraternus 153.

Ionathas Palaestinos invadit 61.

Ionathas Saulis filius 62. Ionathas ob gustatum favum vitae periculum adit 62.

Ionathas Iudae successor 209. Ionathas pontificatu illectus ad Demetrium deficit 211.

Ionathas Davidis ex fratte nepos gigantem occidit 79.

Ionathas Apollenium Daum profligat 211. Davidem monet 65. Davidem consolatur 67. Demetrium pecunia placat 212.

Ionathas Nabathaeam praedatur et Hierosolyma in-

staurat 213.

Ionathas pontifex 192, instdis Felicis occiditur 289. Ionathas fratris caedem ulciscitur 210. Ionathas et Simon in desertis degunt 211.

Ionathas et Bacchides pacem faciunt ib.

Ionathas textor seditiosus 312. Ionathas Romanum foedus renovat 213.

Ionathas Typhonis fraude oceiditur 214 215.

Ionium mare trailciunt Romani 402.

Ioppe ab Herode capta 231. Iorami Moabitica expeditio 98. Iorami duo eodem tempore 103. Iorami interitus ib.

Ioramus VIII rex Israelitarum 96.

Ioramus VII rex Hierosolymitanus 99.

Ioramus Elisaeum occisurus 100.

Ioramus Iudaeorum rex fratres necat 102.

Iordanis paludes 210. septena lavatio 98. transitus 46. Iordanis vellere Eliae divisus 96.

Iosabe Ioam fratrem conservat 104.

Iosaphati religionis et iustitiae studium et victoria barbarorum 96.

Iosaphati exercitus, spectator caedis mutuae hostium *ib*. Iosaphati obitus 98.

Iosaphatus VI rex Iudaeorum

Iosaphatus Achabo fert opem 94.

Iosaphatus pene pro Achabo perit 95.

Iosaphatus Ioramo fert opem, spretis Iehi monitis 97. Iosephi somnia et gratia apud

Iosephi somnia et gratia apud patrem 28.

Iosephi coniugium et liberi 29. Iosephi fratres in Aegyptum ZONABAS VI. frumentatum profecti arte tractantur 29.

fosephi obitus annos 110 nati et testamentum 32.

Iosephi pontificis coniugia 202.
Iosephi patrui Herodis futilitas causa odii Mariamnes
in Herodem 237.

Iosephum fratres mortuum fingunt 28.

Iosephus de longaevitate veterum 19.

Iosephus 26.
Iosephus ob adulterii calumniam in carcerem conij-

mniam in carcerem coniicitur 28. Iosephus e puteo extractus in

Aegyptum venditur ib. Iosephus a fratribus agnosci-

tur 31.
Iosephus Oniae ex fratre nepos, Ptolemaeo Epiphane placato. Svriae vecticalia

placato, Syriae vectigalia redimit 201 202. Iosephus Antipatri filius 226.

Iosephus Herodis frater ab Antigono caesus 233.

Iosephus de Christo et contra Platonem 268.

Iosephus Cami frater pontifex 282.

Iosephus Decabitus pontifex 290.

Iosephus capitur 291.

Iosephus ob praedictum Vespasiano imperium libe atus 576.

Iosephns Thessalonicensis B 126.

Iosiae interitus 113.

Iosias idololatriam eversurus praedicitur 88 102.

Iosias XVII rex Hierosolymorum 112.

Iotapata 291.

Iotape filio Antonii despondenda 522. Iothor, qui et Raguel 34. Iothor inter Israelitas agros accipit 48

Ievan, Ionum et Graecorum anctor 21.

Ioves ab Iovan 11 21. Ioviani obitus B 28.

Ioviani pax cum Persis necessaria magis quam honesta ib.

Ioviani elogia et imperii augurium B 29.

Iozarus pontifex 259.

Iras Cleopatrae ancilla 580.

Irene Chagani Scythae filia nubit Constantino Copronymo B 106.

Irenae abrogatur et restituitur imperium B 118.

Irene templo restituitur B 115. Irene insidias sibi lectas vindicat ib.

Irene Constantinum filium male tractat B 117.

Irene Leonis Copronymi filii uxor B 112.

Irene filio Constantino imperium et oculos eripit B 119.
Irene affines suos excaecat
B 121.

Irene Alexii Comneni uxor B 184.

Contra Irenem conjuratio vindicata B 115.

Irenes Arabicae victoria et pax B 117. eiusdem obitus B 116.

Irenopolis pro Beroe B 116. Iride sol circumdatus 495.

Iris signum non timendi diluvii 19.

Irvigil 114.

Isaacii risus 22. Isaacii praedictio de Valentis

Isaacii praedictio de Valentis interitu B 32.

Isaacii Comneni imperium B 269. Isaacii Comneni Hungarica et Scythica expeditio B 270. Isaacius Comnenus in imperii successionem adoptatur B 265.

Isaacius Comnenus qua de causa deposuerit imperium B 271.

Isaacii Comneni elogia *ib*. Isaacius Comnenus a Turcis captus B 287.

Isaacus immolandus 24. Isaacus obit annos natus 185

260.

lsachar 25.

Isamus Isais B 163.

Isdigerdes rexPersarum, Theodosii iunioris tutor B 43.

Isidis sacerdotes ministri libidinis D. mundi occiduntur 268 269.

Ismael Godoliam occidit 116. Ismael praeda amissa evadit 117.

Ismael Fabii filius pontifex 267 289.

Ismaelis carnificina 116. Isocasii quaestoris dietum et baptismus B 50.

Israelis cognomentum 26.

Israelitae vexantur ab Aegyptiis 32. vincuntur a Chananaeis 41.

Israelitae 40 annis in deserto exulant ib.

Israelitae annos 215 in Aegypto morati 36.

Israelitae spoliis Aegyptiorum armantur ib.

Israelitae reditum in Aegyptum meditantur 40.

Israelitae a Madianitis, Amalecitis et Arabibus vexati 51.
Israelitae regem flagitant 59.
Israelitae Assyriis tributarii
109.

Israelitae afflicti ab Azahele 105.

Israelitae mercenarii Amesiae 106. Israelitae Iudaeam incursant

*ibid*.

Israelitae ab Assyriis abducti

Israelitae ab Assyriis abducti 108.

Israelitae prophetas ad religionem adhortantes occidunt 109.

Israelitae in Assyriam transferuntur 110.

Israelitae trans Euphratem ducti 118.

Israelitae deo propitio invicti 139.

Israelitarum exitus ex Aegypto 600000 35.

Israelitarum X tribus Ieroboamum regem creant 37. Israelitarum collatio ad tabernaculum 39.

Israelitarum respublica 60. Israelitarum intestinum bellum 71.

Israelitarum sub II regibus intestina bella 89.

Israelitarum regnum annis 240 duravit 110.

Israelitarum infinitus numerus trans Euphratem 176.
Israeliticae tribus a Davide deficiunt 79.

Israelitici populi numerus 40. Israelitici reges brevis aevi 90. Issa Ionii sinus insula 402 405. Issiea pugna Darii et Alexandri 181.

Ad Issum pugna 8 187.

Ister fluvius 531. Isthmia Romani concelebrant.

Isthmia Romani concelebrant.

Isthmi perfossio et prodigia 571.

Isthmus muro interclusus contra Scythas 630.

Istri pons 585.

Ad Istrum progressi Romani 405.

Itabyrius mons 225.

Iuba Libyae rex 265.

Iubal musicus 18. Iubius Virius 427.

Iudaea, olim Chananaea 21.

Iudaea per annos 70 deserta et inculta iacet 118.

Iudaea Syriae attributa 265. Iudaea latrociniis infesta 286. Iudaea vendita 311.

Iudaeaa Pompeio subacta 479. Iudaeae tributum 700 talenta 227.

Iudae pugna cum Nicanore 208. Iudae interitus 209.

Iudae Galilaei filii Simon et Iacob crucifixi 286.

Iudaei. V. Israelitae vel Hebraei 3.

Iudaei Hierosolymo reduces non regibus, sed pontificibus parent 8. ex Aegypto Babylonem transferuntur 117.

Indaei 6 annos et totidem menses vexati ab Antiocho Epiphane 8 132.

Iudaei Hierosolyma reversi 169.

Iudaei gens rebellis et contumax ib.

Iudaei regum uti familiaritate qui potuerunt, si eos non adorarunt 179.

Iudaei periculo liberati crudeliter grassantur adversus inimicos 182.

Iudaei nunc Antiochis, nunc Ptolemaeis student 201.

Iudaei Graecam impietatem amplectuntur 205.

Iudaei pontificibus parere volunt 223. Iudaei absente Archelao tumultuantur 261.

Iudaei imagines per Iudaeam ferri nefas putant 271.

Iudaei a latronibus et pseudoprophetis ad defectionem instigantur 289.

Iudaei transfugae partim pereunt, partim spe auri dissecantur 297 298.

Iudaei Tito insidiantur 293.

Tudaci venales 304. Iudaci seditiosi a Traiano do-

miti 587. Indaei 5080000 ab Adriano

caesi 590.

Iudaei miraculo Silvestri ad

Christianismum conversi B 6. Iudaei 90000 Christianorum occidunt B 81.

Iudaei Antiocheni Christianos occidunt B 80.

Iudaeis finitimae gentes semper infestae 178.

Iudaica tribus Cananacos caedit 48.

Iudaica tribus 500000 virorum 80.

Iudaicum tributum binae drachmae 311.

Iudas 25.

Iudas Iosephum vendit 28.

Iudas occumbere mavult quam hosti regnum dare 149.

Iudas et pontifex maximus et cum Romanis foedus ferit 209.

Iudas ob auream aquilam revulsam crematus 257 258. Iudas Galilaeus latronum prin-

ceps 262.

Indas Gaulanites seditiosus 265.

Iudas Machabaeus templum repurgat et instaurat 206. Iudaeorum exilium remigratio fuit in primam patriam 116. fudacorum reliquiae in Acgyptum fugiunt 117.

Indacorum erratum inexpiabile 134.

Indaeorum commedis finițimae gentes obstant 169.

Iudaeorum duae tribus dantaxat Romanis paruerunt 175.

Iudaeorum respublica 176.

Iudaeorum 40628000 reversa Hierosolyma vel 49952 175.

Iudaeorum appellatio a reditu ex Babylone 178.

Iudaeorum pertinax legis observatio invisa exteris 179. Iudaeorum praestantissima

respublica et religio vera 182.

Indaeorum captivi 97000 interfecti 110000 306. 100000 Iudaeorum captiva in Aegypto 200.

Pro 100000 Indacorum 460. talenta ib.

Iudaeorum scripta et historiae cur ignota Graecis &. Iudaeorum vezationes sub An-

tiochis et Ptolemaeis 201. Iudaeorum tres sectae 217.

Iudaeorum proceses Heredis testamento perimendi 260. Iudaeorum seditio contra Archelaum 261.

Iudaeorum excusatio 262.

Indaeorum legatio petendae libertatis ergo et Caesaris responsum 268.

Iudaeorum constantia et religione movetur Pllatus 267. Iudaeorum 20000 in festo ob-

trita 286. Iudaeorum 600000 Hie**rosoly**-

mis fame mortua 298. Iudaeorum 40000 conservata

Iudaeorum contumacia 312.

Indacerum caedes sub Aclio Adriano ib.

Iudaeorum defeotio sub Nerone 570.

Iudaeorum seditio contra Adrimum et excidina 590.

Indaeerum de Christo sententia B 5.

Iudaeorum disputatio cum Silvestro coram Constantino ibid.

Iudaeorum synagoga Constantimopoli incensa B 86.

Indaens paralyticus baptismo sanatus B 41.

Iudices divinae legisperiti 175. Iudicium aliud est in nostra. alind in aliena causa 76. Iudicium eogi est iudicii tem-

pus constitui 128. Indith Holophernem occidit

virago 111.

Ladithae ad Olophernem oratio 141.

Iudithae obitue 142. Sub ingum missio 346. Iulia Caesaris uxor 258. Iulia Caesaris filia Pompeio:

nubit **481.** Iulia Agrippae nubit 521. Iulia ob lasciviam relegata 540. Iulia iunior 561.

Iulia Domitiani et seret et coniux 580.

Julia Caracallae mater 618. Iuliae in partu chitus 482.

Iuliae amatores partim escisi, partim releg**ati 540**. Inhae interitus 548.

Iuliae Severae interitus 614. Inliani Centurionis virtus 298. Iuliani scomma in Constan-

tinum B 11. Iuliani simulatio Christianismi B 22.

Iuliani somnium de obitu Constantii ib.

Inliani industria et frugalitas

Iuliani moderatio post obitum Constantii ib.

Inliani Christianismi abrogatio et persecutio iò.

Iuliani saevitia in Christianos B 26.

Iuliani Misopogon ib.

De Iuliani caede centroversiae B 27.

Iuliani epi**taphi**um et elogia. **B 27** 28.

Iuliani res in Persia gestae B 27.

Iuliani mortis praesagia B 28. Iuliani dietum de Ioviano B 29. De Iuliane matris somnium et partus B 20.

Iulius et Tatianus Marciani hospites B 46.

Iulianus Alexandrinus episcopes 601.

Iulianus a Constantio Caesar appellatur B 20.

Inlianus Cermanos vincit B21. Inflanus se Constantio purget ibid.

Iulianus a transfugis deceptus

Iulii Proculi affirm**ati**o de Romuli divinitate 220.

C. Iulii Caesaris caedes 227. Iulii Caesaris imago stellata 495.

C. Iulii Caesaris vita 481. Iulii Caesaris lex de testamentis ab Antonio Pio abo-

lita 594. C. Iulii vindicis motus contra Neronem etinteritus 570.

Iulius Antonius ob stunrum Iuliae occisus 540.

C. Iulius Caesar, V. Caesar, C. Iulius Caesar Octavianus

appellatus Augustus 499.

Iulius Gallicus causidicus in Tiberim coniectus 566.

Iulius Severus Adriani copiarum dux Iudaeos delet 590. Iulius Solon publicatis bonis in curiam relegatus 599.

eiusdem interitus 605.

Iulius Crispus a Severo occisus 607. Iumentum unum atrocis pu-

gnae occasio 458.

Iunii Prisci caedes 557.

Iunius consul contra Samnites 277.

L. Iunius Brutus stulti sapiens imitator 333.

L. Iunius Brutus I consul 334.C. Iunius a Samnitibus victus 365.

L. Iunius a Carthalone captus 397.

M. Iunius in Ligures profectus 402. dictator contra Hannibalem 419. non impune simius est Hannibalis 422. Scipionis collega 428. Iunius Virius se cum sua factione veneno tollit 422.

Iunius victus ab Antonio 498. L. Iunius Syllanus Claudii

gener 561.

Iupiter Capitolinus infanticidio lepram Constantini curari iubet B 4.

Iurisiurandi praecipitis poenitet 49.

Iurisiurandi elusio 172.

Iurisiurandi executio demandata alteri 139.

Iusiurandum a populo exactum de observanda religione 112.

Iusiurandum violatum liberandae patriae causa 123. Iusiurandum ab iracundia profectum, tranquillo animo fit mitius 139. Insiurandum non diutius quam commodum est servatur a regibus 208.

Iusiurandum per salutem imperatoris B 75.

Iussa utilitati posthabita 451. Iussas Essaeus fatidicus de Antigoni caede 219.

Iustina B 30.

Iustina mater Valentiniani iunioris B 35.

Iustini martyris apologia efficax apud Antoninum Pium 594. item scriptum contra Marcionem ib.

Iustini martyrium 598.

Iustini humilis origo B 58. Iustini solertia contra perfidiam Hunnicam B 60.

Iustini II elogia et substructiones B 70. eiusdem praecepta de regno B 73.

Iustinianeum triclinium B 93
414.

Iustiniani statua B 63. Iustiniani patricii caedes B 90. Iustiniani aedificia B 68. Iustiniani elogia B 61.

Iustiniani obitus B 70. Iustiniani rapacitas B 91. Iustiniani populus acquisitus

B 92. Iustinianus imperator creatus

B 61. Iustinianus praemia datoribus eripit B 63.

Iustinianus Tiberii dux profligat Persas B 73.

Iustinianus Sclavicas gentes domat B 92.

Instinianus turpiter a Saracenis profligatus B 92 93. Instinianus perfidiae suae dat

Iustinianus perfidiae suae dat Saracenis poenas B 93.

Iustinianus praeciso naso regno pellitur B 94. Iustinianus Rhinotmetus B 92. a Bulgaris in regnum restituitur B 96. a Bulgaris superatur ib.

Iustiniani Rhinotmeti saevitia in adversarios ib.

Iustinus martyr et philosophus de Simone Mago 568.

Iustinus martyr et philosophus sub Adriano 592.

Iustinus Amantii pecunia emit imperium B 58.

Iustinus II severitate iudiciorum comprimit iniurias B 71.

Iusti in aerumnis ridentur 143. Iustitia aeterna adducenda 133 134.

Iustitiae schola 147.

Iustus IV Hierosolymorum episcopus 588.

Iustus Alexandrinus episcopus 592.

P. Iuvencius ab Andrisco caesus 468.

Izates Adiabenus Iudaismum amplectitur 22.

Izith Arabs ab Hebraeis deceptus B 103.

L.

Laban 25. Iacobum persefi quitur 26.

Labdon IX Hebraeorum iudex 53.

Laberius Maximus 311.

Labienus Parthos concitat 147. Labienus a Caesare transit ad

Pompeium 484. Labienus captus 514.

Labor regalis 190.

Lac ex ara Iovis 512. Lacedaemoniorum colonia Sa-

bini 317.
Lacus exundatio Amulium

mergit 814.

Lacus exundatio aqua in mari non decurrente, capiendae

non decurrente, capiendae urbis obsessae signum 352, Laelius 439 442.

Laesi ultionis occasiones aucupantur 316.

Lacti interitus 605.

Lactus insidiatur Commodo 601. milites contra Pertinacem concitat 602.

Laetus quidam a Severo occisus 608.

Laeva insidiis magis opportuna 166.

Laicus episcopus factus B 122. Lalacan B 159.

Lamechus vivit annos 753 18. Lamechus f. Mathusala δίγαμος καὶ πολύπαις ib.

Lamechus Mathusalae filius ibid.

Lamia a Philippo oppugnata

Lampadias Carthaginensium cladem portendens 398.

Lancenus B 45.

Laodiceae subiecta Antiochia B 36.

Lapides sine auctore contra Constantinum Leonis filium missi B 196.

Lapides sine ferro arae adhibiti 206.

Lapidis sectio sine manibus 120.

Lapidis parvitas et incrementa 421.

Lapidum pluvia 390. Lapis Christus 120.

Larentia Romni nutrix 314.

Larginus Domitiani caedem praedicit 581.

Largitionibus regum et procerum benevolentia redimitur 202.

Largius dictator 338.

Larissa B 298.

Lartes Porsena Clusinus rex Romam oppugnat 335. Latinam linguam scit Hannibal. 412.

Latini 313 326 \$30 426.

Latinos sibi conciliat Tarquinius 15.

Latinum bellum 337 362 838, Latinus Fauni filius 313.

Latium 330. Latrones seditionis faces 289.

Lavacra mortuorum 568. Lavinia, Lavinium 313.

Laurentum 313 318. Laurentii ib.

S. Lazari aedes B 506. Lazarus Monachus pictor B

471.

Lazi populi 877.

Leaena Assyrios designat 125.

Lectus aureus 479. Legati exploratores et belli praetextus 450.

Legati Persei regis statim dimissi 457.

Legatio in monte Sina 37. Legatio formosae et disertae mulieris efficax 69.

Legatis ingerenda species maiestatis 149.

Legatis concessa munera 379. Legatis hostium extra urbem responsum 394.

Legatos non semper mittere licitum 446.

Lege violata nihil opis divinae sperandum 141.

Legibus plene obtemperandum 56.

Legis Mosaicae promulgatio 38.

Legis violatio servitutis causa 50.

Legis observatio, misericordia et iustitia coniungendae 146.

Legis ignoratio peccatis multis ansam prachet 178.

Legis et lectorem et factorem esse oportet 183.

Legis violatores occisi 295. Legio 3000 peditum et 300 equitum 317.

Legio X Caesaris 481. Legio fulminatrix 596.

Legionum Pannonicarum et Germanicarum tumultus 546.

C. Laclius et Masshissa Syphaci opponentur 439.

Lemeacus pro Alexandro cadit 194.

L. Lentulus contra Ligures pugnat 400. belli contra Carthaginienses auctor 407.

Leo Primus seu Magnus B 50. Leonis Primi clementia 51.

Leo II Ariadnes et Zénonis filius ib.

Leo occisus a Davide 64.

Leo manibus Sampsonis occisus 54.

Leo qua occasione imagines oppugnare coeperit B 108. Leo Papa Carolum Magnum

imperatorem crest B 120.

Leo praedicit uxori mala quae
a Michaele passura esset
B 133.

Leo philosophus sab Theophilo B 150.

Leo sive Michaelis sive Basilii filius B 166.

Leo philosophus Constantino Ducae valicinatur exitium B 181.

Leo Phocas a Bulgaris victus B 186

Leo Phocas ob regnum affectatum ecules amittit B 187.
Leo Phocae Bardae filius B 194.

Leo Phocas Chalepitam vincit B 197.

Léo et Nicephérus ob iteratam regni affectationem caecantur B 216. Leo Protovestiarius dictator a Sclero capitur B 217.

Leo Paraspondylus B 262. Leo ProtosynceHus milites

Leo ProtosynceHus milites alienat B 263.

Leo Conon Theodosium Atramyttenum imperio deiicit 421.

Leo Copronymus imperium ad posteros propagare conatur 438.

Leo Armenius regnum occupat 451.

Leo Armenius unde factus Iconomachus 451.

Leo Conon Germanum patriarcham relegat 421.

Leo Actii frater 444.

Leo Armenius Bulgaricae claflis causa B 451. Bulgaros vincit 453 454.

Leo Copronymi filius 435.

Leo Copronymus largitionibus et simulatione pietatis imperium constabilit B 487.

Leo Abalantes B 538. Leo Melissenus B 561.

Leonas quaestor Constantii

Leones due aurei B 158.

Leonides Origenis pater martyr 610.

Leonis Iconomachi tributum et obitus B 106.

Leonis uxor fit monacha et filii castrati relegantur B 135.

Leonis interitus praesagia B

Leonis matris somnium tb.
Leonis philosophi substructiones B 178.

Leonis Phocae sordes B 207. Leonis Cononis occasiones emergendi B 422.

Leonis Copronymi saevitia in

adoratores imaginum et interitus B 438.

Leonis Armenii elogia B 458. Leonis Armenii caedes B 459. Leontia Phocae uxor B 79.

Leontius philosophus Eudociae filise fortunam pro dote relinquit B 41.

Leontii interitus B 96.

Leonwis Iustiniani Rhinotmeti dux B 92.

Leontius imperator salutatar B 94.

Ledntius et naso et regno excidit B 95.

Leonum cavea supplicii genus 124.

Lepidi ignavia 510. interitus 474.

Lepidus Syllae successor a Pompeio oppugnatur ib.

Lepidus triumvir Romam et Italiam tenet 500.

Lepidus crudelis 502. invisus Augusto 537.

Lepidus a Caesare in ordinem coactus 518.

Lepidus cum Augusto expostulat 518. M. Lepidus Caligulae deliciae

567. Leprosi extra urbes agere

lege fusei 101.
Lementes iunta Chrysopolim
B 184.

Levitae sacris ministeriis destinantur 40.

Levitarum reditus 42.

Levis 25.

Lex Mosaica ignorata ab Iudaeis 112.

Lex publice recitatur 118. Lex divina tyrannico edicto

praeposita 259. Lex discerpta a milite 286.

Libani accolae victi ab Iesu 47.

Libanii alectoromantia B 88. Liberalitas certamen in religione instauranda 105.

Liberalitas in amicos thesaurus maximus 165.

Liberalitas una cum opibus crescit 190.

Liberalitas ex alieno utrum prosit B 192.

Liberatio gratiarum actionem postulat 111.

Liberi parentum ineptias aegre ferunt 185.

Liberorum haeredes parentes 594.

Liberi Claudii tyrannidem exercent 561.

Libidines cum idololatria coniunctae 85.

Libri pro recordatione 48. Libri ignaviae instrumenta crediti, a Scythis non cre-

mantur 636. Libya Phute 21.

Libys ib.

Libyca aurigatio 159.

Libyca terra Hannibali fatalis 456.

Licinius ut potitus sit imperio B 3.

Licinius Constantini affinis et collega ib.

Licinius ob persecutionem Christianorum regno pulsus et caesus *ib*.

Licinius Stolo seditionis auctor 360.

Licinius Varus Corsos domat

Licinius Crassus consul 436. contra Perseum mittitur 457. Licinius Sura Traiani amicus

586.
Licinius Gallerii Maximiani

Licinius Gallerii Maximiani collega 646.

Lictores securiferi regi astare soliti 179.

Lictores 320.
Ligures 411.
Liguria 411 436.
Liguribus data pax 444.
Ligusticum bellum 400 401.
Lilybaei obsidio 396.
Lingua rationalis communis animalium 17.

Linguarum diversitas 21. Linus successor Petri 570. Lipara, seu Licandum B 217. Lipara tentata a Cn. Cornelio 387.

Liparae excidium 393.

Liparitae Iberiae ducis a Turcis redemtio B 257.

Livia suspecta de nece nepotum Augusti 540. item de nece Augusti 544.

Livia nubit Augusto praegnans 513. obiit annos 86 nata 550.

Livia ob insolentiam minus cara Tiberio 548.

Liviae consilium contra insidiatores 541.

Liviae Faunus et apophthegmata 550.

M. Livius consul 405. Hasdrubali opponitur 422 433. Lobizum B 270.

Loca non munita in bellis defendi non possunt 153.

Locri a P. Scipione recepti 431 437 446.

Locusta venefica 567. Locusta immissae 35.

Locustae sub Alexio B 300. Logotheta Ioannes ad Ruselium deficit B 292.

Lollia Paulina 555. eius caedes 562.

Lollius Samnis praedo 380. Longae vitae veterum causa 19. Longaevus seu antiquus dierum 128. Longibardia B 147 189 237. Longiniana seditio B 55. Longitudo viri cubitorum sex et dodrantis 65. Longus 411. Lotus ab Abraamo liberatus Lucae evangelistae chrono- logia 545. Lucae et Andreae reliquiae B 24. Lucania 425 432. Luci luctus 73. Lucilius pro Bruto se hostibus offert 508. Lucilla Commodi soror 598. Lucius Apustius classis contra Philippum praefectus 444. Lucius Agrippae et Iuliae filius 537. Lucius Romanus episcopus Lucretiae stuprum 335. Lucretius consul 337. C. Lucretius classi praefectus contra Perseum 457. Luctu nondum finito nubere legibus interdictum 515. Luctum et invocationem numinis et rei gerendae studium conjungit David 70. Luctus mortuorum est irritus 75. Luctus ex consuetudine potius quam affectu ib. Luctus inanis est eius quem temere occideris 171. Luctus unius anni 337. Luctus publicus ob funus imperatoris indici solitus B 25. Lucumo 325. Lucus B 163.

Ludi, Lydi 22.

Ludimagister proditor 354.

Luentinus Numitoris et Amulii avus 314. Luminum festum 206. Luna matrem significat 28. Luna a tergo 478. Lunae tres noctuevisae 404. Lunae et Caligulae nuptiae 558. Lunatica praedicit Rangabi imperii amissionem et Leoni adeptionem B 181. Lupae meretrices 315. Lupam se sugere 605. Lupi urbes ingressi 591. Lupicia Iustini uxor Euphemia appellatur B 59. Lupus Romanis auspicatus 367. Lupus Antonium terret 514. Lustratio et expiatio regionis ob violatam religionem 110. Lutatius 405. Lutatius Catulus Poenos classe viucit 398. O. Lutatius Siciliam ordinat 399. Lutatii Catuli triumphus Africanus ib. Lutum plebem repraesentat Lux primi diei soli et lunae indita 16. Lux nocturna in templo 302. Lux nocturna 404. Lybia castellum in quo periit Hannibal 456. Lycaonia a Cn. Manlio domita 454. Lycia a M. Bruto subacta 505. Lydi, Ludi 22. Lydorum thesauris potitur Cyrus 162. Lygiae populi 478. Lysaniae tetrarchia 287. Lysias excidium Iudaeae cogitans ab Iuda Machabaeo profligatur 206.

Lysias contra Romanos grassatur ib.

Lysias a Demetrio occisus 462.

Mabigs Saracenorum princeps Constantem navali praelio vincit B 88.

Maania desertum 68.

Maarbal 419.

Maccabaei binomines 69. Maccabaei martyres 205. Macedones luxum Persicum

imitantur 190.

Macedones aemulantur 30000 novi exercitus 139. mutili et infirmi honorifice domum remittuatur 196.

Macedonicum bellum 445. eius exitus et pacis conditiones 100, 328,

Macedoniana haeresis B 36. Macedonii relegatio B 52.

Macedonius Pneumatomachus B 23.

Macedonum III monarchia 52. Macennitis 608.

Machaerus castellum 224. Machaera Herodis auxilistor 242.

Machinae Romanorum ab Iudacis eversae 297,

Machina Hannibalis 407.

Machinae talenti pondere sama iaculantus B 253.

Machinae Archimedia 424. Machometus secundus Arme-

niam recipit B 95. Macies malum significat 29. Macrini genus, mores et ad-

ministratio imperii 614. Macrini motus contra Galienum 632.

Macrini et Maeriani caedes

Q. Macrini isteritus 634.

Macrino a vate praedictum imperium 614,

Macrinus bis vietus ab Artabano pacem emit 615.

Macrini caedes *ib*.

Macinus Megalia occupat 467. Madiam 34.

Madianitarum caedes 44.

Madianiticae mulieres seducont Israelitas 48.

Maeatae 609.

Maccenas Augusto monarchiae retinendae fit auctor

Maecenas Augusti iracundiam mitigare solitus 539.

Maecenatis de Agrippa iudicitta 686:

Maeranius puteus amarus fit dulcis 36.

Magi primitias diis immolant

Magi Alexandrum Asiae perniciosum fore vaticinantur

Magister B 41.

Magistratus patrum funguntur muneribus 317.

Magistr**ätu**s viol**entiae** populi saepe cedere cogitur 140.

Magistratus ex viris locti 148. Magistratus indignis mandari pessimum 614.

Magistrataum socordia in puniendis iniuriis facit ut homines privati grassentur 75.

Magistri liberalium disciplinarum M. A. philosophi stipendiis conducti 596.

Magnantimi sibi ipsi manus afferre malunt quam hostibus ludibrio esse 70.

Magnanimi libentius parcunt magnanimis quam supplicibus 143,

Magnanimi non facile ferunt imperium 316.

Magnanimus vir quos perdere potest conservatos mavult 162.

Magnates se non magni fieri agre ferunt 99.

Magnentii ingratus animus contra Constantem B 12.

Magnentii saevitia, clades, furor et interitus B 18.

Magnentius regnum affectat
B 13.

Magnentius proceres tollit B

Magnentius repudiatis puris conditionibus profligatur B 17.

Magnentius desperata venia Gallo insidiatur ib.

Magni cognomentum Pompeio a Sylla tributum 474.

Magnitudo pro superbia 122. Magnus Pompeius a Claudio interfectus 564.

Magnus ager B 131,

Mago Hannibalis frater 409 410 420.

Mago Gades tenet 435.

Mago excldit Italia 438. in Italiam remittitur 442.

Magogae Scythae 21.

Magorum est, non quod somniaris, sed quid portendat somnium exponere 118.

Magorum tyrannis 130 169. Magorum caedes 172.

Mahometus sedem ab Heraclio impetrat B 86.

Mahometi natales et imposturae ib.

Mahometus Romanas provincias populatur B 87.

Maiorica 436. Maiuvel 18.

Malagina B 159.

Malchus Antipatri insidiator 227.

Malchus Arabs Herodem non recipit 231.

Malefici corporis voluptatibus assiduis dediti, spiritus prorsus expertes, cremandi a deo 125.

Maleleel filius Gaidadi 18.

Malichi caedes 224.

M. Malleolus consul in Sardiniam profectus 401.

Malli Alexandrum pene confecerunt 194.

Maniaces vinctus Constantinopolim mittitur B 238. S. Mamas B 162.

Mamertini a Romanis defenduntur 382.

Mamertini Messanae habitatores 380.

Mammaea Moesae filia 615.

Mammaea a filio Augusta appellata 618. filio uxorem eripit ib.

Mammaeae caedes et Christianismus 620.

Mananimus Essaeus de H rede vatioinatus 248.

Mananimus tyrannus 108.

Manasses ob peregrinam uxorem sacris interdictus novam religionem instituit 182.

Manasses XV rex Hierosolymitanus 111.

Manassae Iosephi filius 29.

Manasses pontifex 201.

Manassis captivitas et poenitentia 112.

Mancipium Iudaicum a Philadelpho redemtum 120. drachmis 200.

Mandane Astyagis filia, Cyri mater 146.

Mandati violati poenae 8.

Mandonius a Scipione victus
435.

Mandragora 25.

Mane, felicitatis nota 182.

Manes Manichaeorum prinсерв 639.

Mangania regia B 262.

Mangania syngrapha dolo extorta per Isaacium Comnenum B 270.

Mani 123.

Maniaces 237 238. tyrannide affectata occumbit B 249. Manichaei Pauliciani B 157. Manichaei a Quado Persa caesi B 60.

Manichaei Romanas provincias ingressi B 124.

Manichaei ad Ismaelitas deficiunt B 157.

Manichaei Philippopolim traducti B 209.

Manichaei militia pulsi B 300. Manichaeorum et Alexii disputationes B 305.

Manilia lex 477.

Manipuli adorantes submissionis argumentum 28.

Manium evocatio 69.

Manius Etruscus aruspex 366. Manius Glabrio Antiochum Graecia pellit 450.

M. Manlius Capitolinus de saxo Tarpeio praecipitatur 359. L. Manlius in Sicilia 396.

T. Manlius Torquatus 360. filium victorem securi ferit 363 426.

M. Manlius in Africa bellum

gerit 390.

Manlius Torquatus Siciliam recuperat 423. consulatum repudiat 426. Faliscos domat 400.

Cn. Manlius Antiocho plura imperat quam Scipiones 454. M. Manlius Carthaginem op-

pugnat 464. Carthaginensium amicitiam simulat 438. Manna 36.

Manna desinit 46.

Manna domiua B 144.

Manoes Sampsonis pater 34. Manubias militum esse statuit Cyrus 164.

Manuel Theophili dux B 148. Manuel Theophili servator B

Manuel patricius rem male gerit in Sicilia B 200.

Manuelis fuga ad Agarenos et solers reditus B 149. Manus in pariete scribens 123.

Manus ferreae 439.

Manuum oscula 558.

Mara amaritudo 55.

Marcellinus episcopus Romanus 639.

Claudius Marcellus consul 404. Marcellus Hannibalem ad Nolam vincit 421. Samnium vastat 422. oppugnat 429. Syracusas oppugnat et capit 424 425.

Marcellus caesus ab Hannihale 432.

M. Marcellus Augusti consobrinus Gallos spoliat 456.

Marcellus Vespasiano insidiatus 578.

Marci auguris divinatio de Romanorum caede 417.

Marci Evangelium 568.

Marcomanni 595.

Marcus Evangelista primus Alexandrinus episcopus 572.

Marcus Alexandrinus episcopus 594.

Marcus monachus Leoni philosopho decem annorum vitam praedicit B 179.

Mardeitae Arabibus infesti B

Mardochaei fiducia de conservatione Iudaeorum 179. Mardochaeus 175.

Mardochaeus Estherae mina-

tur exitium, ni popularibus subvenerit 179.

Mardochaeus per Estheram Artaxerxis vitae consulit ib. Mardochaeus Artaxerxis im-

perii particeps 196.

Mardochaeus princeps Iudaeorum 179.

Mare vitam humanam significat 125.

Mare pro insulis 130.

Mare Paziniacum equi tranant B 260.

Maria congeiata B 120.

Maria Alana vivente marito Botaniatae nubit B 292.

Maria Alana fit monacha B 297.

D. Mariae vestis B 51.

Mariamme Mosis soror 32. Mariamme Herodi ob periculum infensa tandem occiditur 240 241.

Mariamme prior uxor Arche-

lai 265. Mariamme Agrippae filia 282. Mariammes obitus 34.

Marinus B 144.

Marinus tyrannus occisus 625. Maris Chalcedonensis invectiva in Iulianum B 26.

Mariti absentia adulterii occasio 74.

Maritis laxatae nocturnae excubiae 146.

Maritus maximum uxoris ornamentum 160.

Mars Iliam stuprans secundum fabulum 314.

Marsyas Agrippae libertus 272.

Martiani obitus B 49. Martiano aquilae umbra portendit imperium B 46.

Martianus hospites suos remuneratur *ib*.

Martianus Antonii filius B 50.

Martinatius socer Leonis philosophi B 174.

Martina Heraclii secunda uxor B 82.

Martinae supplicium B 87. Martinus patricius B 72.

Martinus Papa resistit Constanti Monothelitae B 87.

Cn. Martius Coriolanus 343. Martius Philippus consul contra Perseum missus 457.

L. Martius Carthaginem oppugnat 464.

Martyropolis B 74.

Masada castellum Idumaeae 230.

Masadae expugnatio 311.

Masadeni 260 sibi ipsi manus afferunt ib.

Masalmas et Solymas Arabes Thraciam et Byzantium invadunt B 101.

Masinissa ab Hannibale petitus Sophonisbam invitus amittit 440 441.

Masinissa ad Romanos deficit 435 436 441. Carthaginenses vincit 463.

Masinissae obitus et regni divisio 465.

Massagetae Persiam vastant

Matathias Asamonaei pronepos defensionem religionis suscipit 205.

Matthias ob auream aquilam revulsam crematus 258 260.

Mater a filio fame necata 156. Mater infantem devorat 219.

Maternus affectus in liberorum periculis se tegi non sinit 83.

Mathusala vivit annos 969 18. Mathusala Enochi filius ib.

Mathusala filia Malebeelis ib. Matrimoniorum leges Augusti 584.

Matronae et virgines Davidis victoriam celebrant 65.

Matronarum privilegia 318. Matthias Theophili filius pon-

tifex 256.

Matthias pontifex 280.

Matthias Theophilus pontifex 290.

Mauri a Medis propagati 631, Mauri montis castellum B 204. Mauricii stratagema contra Chaganum B 77.

Mauricii interitus praesagia B 78.

Mauricii cum omni familia interitus B 79.

Mauricii fuga ib.

Mauricius qui et Tiberius B 74. Mauricius comes foederatorum, Tiberii gener ib.

Mauricius militum seditionem Commentioli proditione ulciscitur B 78.

Mauricius 1200 captivorum 6000 aureorum redimere recusat ib.

Mauricius Philippicum generum ob famam de Philippo suspectum habet ib.

Mauricius milites captivos redimere non vult ib.

Mauricius infantem suum ultro caedi offert B 79.

Mauricius mavult hic dare poenas ib.

Mauricius imperator declaratur ib.

Maxabanes Hierosolymitanus episcopus 626.

Maxentii tyrannis 643. Maxentius tyrannus B 2.

Maxentius a Constantino victus in Tiberi submergitur ibid.

Maxentius Maximiani Herculii filius Romae imperator 643. Maximi cognomen M. Valerio decretum 389.

Maximi caedes 622.

Maximiani Herculii interitus 644. persecutio Christianorum 640.

Maximianus Herculius Diocletiani collega ib.

Maximianus Herculius imperio se abdicat 642.

Maximini avaritia, ignobilitas, crudelitas et Germanicus triumphus 621.

Maximini genus et saevitia contra Christianos ib.

Maximini caedes una cum filio 622.

Maximini caedes Taciti caedis accasio 687.

Maximinus Antiochenus episcopus 598.

Maximinus a senatu dux creatus 622.

Maximinus Alexandrinus episcopus 639.

Maximinus Gallerius gener Diocletiani 640.

Maximus regno affectato a Theodosio occiditur B 35.

Maximus Maximi nepos tyrannus Romae B 49.

Maximus et Martinus Papa Constantini Monothelitae resistunt B 87.

Meatus subterranei Hierosolymorum 305.

Medi, seu Madaei, a Madai 21. Media Baaspracan B 266.

Medicum bellum cum Turcis ibid.

Medica aurigatio 158.

Medici opera rex inimicus facile debellatur 486.

Medici regibus maxime timendi ib.

Medicis immunitas data 535.

Medicus ob non sanatum aegrotum in crucem actus 196.

Mediolanum captum a Romanis 405.

Medorum et Persarum II monarchiae 119.

Medorum satrapae leonibus obiiciuntur ib.

Megabyzus 171.

Megacles pro Pyrrho occisus 372.

Megalia castellum Carthaginense 467.

Megar III Israelitarum iudex 405.

Megasthenes pro Metasthene 51.

Mel ex ara Iovis 365.

Melangia locus, qui et Malagina B 160.

Melchisedecus 22.

Melchisus Saulis filius 62. Melchol Saulis filia ib. Melchol Davidem astu libe-

Melchol Davidem astu liberat 65.

Melchol Davidi nubit ib.

Melchol exulante Davide alteri nupta 71.

Melchol Davidi remittitur ib.

Melchol Davidem saltantem
ridet 73.

Melisenus Nicephorus B 44.

Melitine B 108.
Sp. Melius regno affectato oc-

ciditur 850. Memoria beneficiorum suppli-

cium mitigat 83. Memphibosthes Ionathae f. 73. Memphibosthis excusatio 78.

Menae liberti perfidia 514 et 515.

Menander historicus 85. Menas B 67.

Meuas libertus Sexto Pompeio perfidiam suadet 513.

Mendicus Armenius prodit Agarenorum insidias B 238. ZONARAS VI. Menelai impii pontificis interitus 208.

Menelaus pro Onia 204. Menenius Agrippa 337. eiusdem apologus 340.

Mens veri imperatoris erga subditos 613.

Mensa aurea 478.

Mepheni Cappadoces 21. Meroba Saulis filia 62.

Meroe olim Saba 33.

Mesembria B 91. Mesrem Aegyptus 21.

Messalina Valeria Claudii coniux, mulier tyrannica et impudica 486. eiusdem interitus 564.

Messalina C. Silio nubere aggressa ib. mnesterem adulterum edicto Claudii ascisoit ib.

Messalinae liberi 287.

Messana ab Hannone occupata 383.

Messanae commoditas 382. Mesthici montes 478.

Mestus fluvius 467. Metapontum 430.

Metella Syllae uxor 473.

Metellus magister equitum 397.

Metellus tribunus territus a Caesare 484.

Methodii excarnificatio et relegatio B 150.

Methodii de stupro calumnia B 154.

Methodio divinitus extincta flamma libidinis ib.

Methodius a Michaele male tractatus B 136.

Methodius pro Ioanne Syngelo fit patriarcha B 153.

Methodius calumniatoribus parcit B 155. Methoram Scythopolis 70. Metrophanes B 8.

Mettius 324.

Mettius ob Cosmographicam tabulam occisus a Domitiano 581.

Metus unius multis exitiabilis 32.

Metus periculi prophetae auctoritate maior 117.

Metus in praesentia et in futurum ademtus 118.

Metus per castra discurrens 160.

Metus avaritiae praetexitur 147.

Metus defectionis causa B 256. Michael Cappadox Zoen stuprat B 234.

Michael Calaphates a Zoe

adoptatur B 124. Michael Rangabe declaratur

imperator B 125.

Michael Balbus Amoricus ob insidias in vincula coniectus B 133.

Michael perfide in pios grassatur B 135 136.

Michael Theophili filius B 150. Michael Theophili filius a Basilio caeditur B 167.

Michael Burses Antiochiam capit B 204.

Michael Zoes consuetudine et publico abstinet B 239.

Michael quamvis hydropicus Bulgaros domat B 241 242.

Michael Ducas imperio ineptus B 286.

Michael Ducas imperator designatur B 284.

Michael factus imperator Zoen in ordinem cogit B 235.

Michael Paphlago fit monachus B 242.

Michael patriarcha Isaacium Comnenum adiuvat. Idem ob insolentiam ab eodem pellitur B 268 269.

Michael Balbus ex carcere et compedibus ad imperium eyehitur B 135.

Michaelis Balbi confusa religio ib.

Michaeli Balbo intercessione imperatricis differtur supplicium B 133.

Michaelis Balbi opiniones B

Michaelis Balbi secundae nuptiae B 139.

Michaelis Balbi obitus B 141. Michael a Demetrio martyre opem frustra sperat B 239.

Michael Parapinacius cognominatus B 288.

Michaeli Balbo auguria imperii B 129.

Michaelis imperatoris ossium translatio B 176.

Michaelis Theophili filii profusiones et impietas in matrem et sorores B 153.

Michaelis Theophili filii duae Arabicae expeditiones B 158. Michaelis Theophili filii aurigationes et neglectus rei-

publicae B 159. Michaelis Theophili filii inepta comitas et lusus sce-

lerati B 163.

Michaelis Paphlagonis morbus ob periurium B 234.

Michaelis Ducae imperatoris inepta studia B 287.

Micheas vulnerari se iubet et Achabum arguit 94. Micheas Achabo exitium prae-

dicit ib.
Micheas in carcerem coniici-

Micheas in carcerem coniicitur 95.

Micipsa Masinissae filius 465. Militare stipendium 580. Miles praedatum educendus, ut et commeatus suppetat et corpora labore firmentur et disciplina militaris non exolescat 157.

Miles direptionem locupletis urbis diuturni laboris praemium expectat 162.

Miles pene ostenso Iudaeis illudit 285.

Milites pauci, sed fortes et exercitati, etiam multis sunt formidabiles 77.

Milites 800000 47.

Milites ducem bellicosum ignavo praeferunt 158.

Milites in nullo belli metu negliguntur 212.

Milites Augusti litem Antonianam disceptant 510.

Milites censura ecclesiastica notati B 203.

Milites an martyres ib.

Milites Aristobulum pacem servare non sinunt 224.

Militia neglecta imminuitur imperium B 274.

Militibus ante pugnam dimissis donatur merces 106.

Militum licentia coercita a Pompeio 119.

Mille talentis redemta pax 108.

Milo Tarentina arce Romanis cedit 379.

Milo Pyrrhi dux 473.

Milonia Caesonia Caligulae nubit 557.

Milium locus Constantinopolis B 62.

Mimas B 32 37.

Mina Iudaica librarum 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> 226.

Minae irritae 104.

Minerva desponsa Antonio 513.

Minervae aedes 605.

Minister fidelis non omnia tyranni iussa exequitur 92.

Ministri bene meriti indulgeri sibi volunt 71.

Ministri culpam domini luunt 96.

Ministrorum regiorum in bellis intestinis fides lubrica 71. Ministrorum laboribus fruuntur domini 74.

Minorica 436.

Q. Minucii Rufi temeritas 415. M. Minucius ab Aequis vincitur 346.

Minucius Augurinus 350.

M. Minucius Istrios subigit 405. magister equitum 413. Minucius Rufus contra Gallos

Miracula ad Sinam edita Mosi 35.

Miracula etiam tyrannorum saevitiam frangunt 122. Miracula ab improbis eludun-

tur 124.

Miraculis commissa religionis

controversia 92. Miraculis pietas erga deum excitatur atque augetur 124.

Miraculum evangelici codicis non combusti B 174.

Misac pro Misaele 117. Misael Misac appellatus ib. Miserorum nulli cognati 205.

Mithridates Cyri gazophylax
169.

Mithridates a filio Pharnace occiditur 223.

Mithridates rex Parthorum 250.

Mithridates ad Euphratem a Pompeio profligatus 477. Mithridates fugiendo quam pugnando hostis gravior 479.

Mithridatis interitus ib. Mithridaticum bellum 477. Mizizius tyrannus B 90.

rannus E 19\* Mnaseas Damascenus meminit diluvii 19. Mnester saltator Messalinae

amator 564.

Mnesteris interitus 565.

Moabita primogenitum adolet

Moabitae ad internecionem caedi iubentur 60.

Moabitae Achabo tributarii 96. Moabitae ex errore in manus hostium incidunt 98.

Moabitarum rex Davidis cognatis hospitium praebet 66.

Moameti natales et imposturae B 86 B 178.

Mocilas B 163.

S. Mocius B 506.

Moenia transilire capitale 316.

Moenia sacrosancta ib. Moenia aratro designata ib.

Moesa Iuliae Senecae soror

Monachi ab Argyropulo locupletati B 232.

Monachi Michaelem venere abstinere jubent B 239.

Monachi Theodorae longam aetatem pollicentur B 153 478.

Monachorum caedes sub Copronymo B 110.

Monachus ensifer B 78.

Monachus Mahometi suffragator B 86.

Monachus fatidicus B 129.

Monarchia ad bella et seditiones reprimendas utilis 338.

Monarchiae gerendae ratio

Monastica censura de historiis 2.

Moneta mutata a Compeno

Mongus Petrus B 54.

Monitis spretis clades accipitur 107.

Monitoris fidelis praemium calamitas 139.

Monobarus Bazeus Adiabenus

Monomachi consilium, negligentia et mollities B 248.

Monomachi profusiones, rapacitas et orientis amissio B

Monomachi ineptiae de Zoe et Alana concubina B 260

Monomachi morbus articularis et lateris dolor B 261. Monomachi obitus B 262.

Monomachi Theodosii praesidis seditio 264.

Monomachus fit imperator B

Monachus Theodosius relegatur B 264.

Monoxyla Rossorum navigia B 255.

Monothelitae B 86.

Mons Iudaica tribus 121.

Monstrum foedum sub Mauricio natum B 76.

Monstrum Byzantii natum B

Montii Quaestoris interitus B 20.

Mopsi fons B 22.

Mopsuhestiae excidium 201. Mora supplicii damnatis aliquando salutaris 118.

Mora hostis timiditatis suspicionem praebet 186.

Morbus ex metu, ex morbo mors 69.

Morbus capitis in Arabia 534. Mori optare, nec posse 592. Mors ex animi aegritudine 83. Mors minus acerba iis est qui facti sunt votorum compo-

tes 145.

Mortago Bulgarus B 12.

Mortis denuntiatio tristissimus nuntius 11.

Mortuis viventium negotia ne impediunto 548.

Mortuus resuscitatus ab Elia 92.

Mortuus fingitur qui occisus est 215.

Mortuus nuncius ad mortuum 54.

Mos aqua 33.

Mosaica instituta cur ignota Graecis 200.

Mosaici libri diu amissi reperiuntur 112.

Mosis nativitas et educatio 32.

Moses Aegyptiam mammam
aspernatus matri suae restituitur 32 33.

Moses diadema proculcat pedibus 33.

Moses expositus a Thermuti educatur ib.

Moyses, id est ex aqua servatus ib.

Mosis expeditio Aethiopica ib.

Mosis miracula apud Pharaonem ib.

Moses ab Abraamo septimus 33.

Moses miraculis confirmatus Pharaonem adit 35.

Moses in lapidationis periculo 36.

Moses Idumaeos reformidat 42. Moses Cananaeam videt, sed non ingreditur 45.

Moses fabulas legis confringit et reparat 38.

De Mose et Aarone oraculum

50. Mosis fuga et nuptiae secun-

Mosis fuga et nuptiae secundae 34. Mosis iragnadia ob vitulum 37

Mosis iracundia ob vitulum 37. Mosis manus in altum elatae victrices ib. Mosis obitus 44. Mosoch 21.

Mosynopolis B 224.

Muhumeti Imbraelis crudelitas et interitus B 256.

Muhumetus Imbraelis filius B 255.

Muliebres illecebrae etiam sapientissimos in fraudem illiciunt 85.

Muliebris ἀκκισμός 69.

Muliebrium ornamentorum controversia 447.

Mulier adoptat filium 33.

Mulier gigantea B 60. Mulier Sabea caedendi auctor

Mulier formosa fera, cui resisti non potest 158.

Mulier formosa ab amante quidvis impetrat 180 182.

Muliercula importuna impetrat audientiam ab Adriano 589.

Mulierem formosam intactam dimittere Barbarus inhonestum censet 100 141.

Mulieres ad vindictam proniores 180.

Mulieres Assyriorum aciem restituunt 235.

Mulieres armatae 595.

Mulieres in Saporis exercitu 603.

Mulieri iratae non fidendum 185.

Mulieribus non vis afferenda, sed persuadere licet, auctore Cyro 158.

Mulieribus curru vehi concessum 353.

Mulierum vis 173.

Mulorum iuga 10000 190.

Multitudo paucitatem superatura creditur 77.

Multitudo delinquentium non

facile sine publico malo coerceri potest 183.

T. Munatius Plancus Antonianus a Ponto Aquila victus 498.

Mundus xóguog 16.

Munera non tutum est accipere ab omnibus 100.

Munera perituri repudiata 123. Munera cuique pro dignitate tribuenda 166.

Mures Palaestinam affligunt ob arcam 58.

Mures Sennacheribum Pelusio pellunt 111.

Murus longus B 58.

Musca dea Accaronia 96. Muscae saturae minus mole-

stae 272. Muscarum immissio 35.

Musica profligat malos genios 64.

Musonius philosophus 577. Mutatio ex malo in bonum 112. Mutia Pompeio absente adulterat 479.

Mutia S. Pompeii mater 511. Mutianus contra Vitellium a Vespasiano missus 576.

Mutianus Vespasiani vicarius

Mutinas Poenus ad Romanos deficit 429.

Mutinensis obsidio 497. Mutistratum urbs Siciliae 388. Mutius Corduus Scaevola Porsennam occisurus 335.

Mutus prae metu 228.

Mylae 516.

Myra capta ab Agarenis B 236. Myrenses Bruto se dedunt 505. Myriades 462 et 800 175. Mysia Europaea 509. Mysi seu Bulgari B 58.

Mysi ad Olympum 454.

Mysi 531.

N.

Naas Ammonitarum rex Israelitis minatur 59.

Naba mons 45.

Nabal Carmelita 68.

Nabat II rex Israelitarum 89. Nabathaei Arabes 209.

Nabiotha 66.

Nabis Lacedaemoniorum tyrannus 446.

Nabis ab Aetolis peremtus 451. domitus a Flaminio 447.

Nabla 79.

Nabothi vinea et caedes 93. Nabuchodonosor Hierosolyma obsidet 7.

Nabuchodonosor Hierosolymis captis regem occidit 3000 captivorum abducit 114.

Nabuchodonosor Nechaum Aegyptium vincit ib.

Nabuchodonosoris saevitia in Sedechiam 115.

Nabuchodonosoris secunda expeditio in Aegyptum 117.

Nabuchodonosor somnium suum a magis sibi dici postulat 118.

Nabuchodonosoris somnium de status 119.

Nabuchodonosor honorem habet Danieli et Hebraeorum deum celebrat 122.

Nabuchodonosoris somnium de arbore ib.

Nabuchodonosoris aurea statua ib.

Nabuchodonosoris meminerunt Berosus, Megasthenes, Philocles et Philostratus 123.

Nabuchodonosor superbus et insolens 122.

Nabuchodonosor in furorem actus septem annos inter bestias degit 123.

Nabuzardan Hierosolyma in-

cendit ib.

Nachor 22.

Nachordan rex Assyriorum 111. Nachordan Sennacheribi filius

142.

Nadabi et Abii interitus 40. Naeman. V. Neeman.

Nahumus excidium Israelitarum ante annos 115 praedicit 108.

Naid terra 17.

Naisus fl. 413.

Nais capitur 47.

Narbonenses olim Bebryces 406.

Narcissus libertus Claudii ab epistolis 563. ad Messalinae tumulum occiditur 566 568.

Narcissus Commodum iugulat 601.

Narcissus Hierosolymitanus episcopus miraculis clarus 612.

Nasamonum excidium 581. Narses Persarum rex B 12. Narses Persa pacem cum Romanis facit 642.

Narsetis et Belisarii dissidium B 69.

Navis aenea navigationis praesidium B 57.

Narsetis a Phoca defectio et interitus B 80.

Narsetis elogia B 69.

Nasturtium Persarum obsonium 147.

Natales regiorum filiorum largitionibus populorum honorati 209.

Natare nescire, duci et militi

incommodum 192. Nathan propheta 75.

Nathan Davidem arguit 74. Nathan Salomonis studiosus 82.

Naturae et exercitationis dona, causa calamitatis 250. Navales pugnae S. Pompeii et Augusti 516 517.

Naves onerariae 400. triremes 700. ab Iuliano crematae B 27. Naves 800. captae a Pompeio 480.

Naves 300 ad Actium captae 527.

Navis hostilis praetextu legationis evadit 439.

Navis XVI remigiorum 449. Navius Attus 326.

Naupacti deditio 452.

Nazoraeus 54.

Nearchus ex oceano Indico in Euphratem redit 196. Neapolis Thraciae B 271.

Neapolis tentata ab Hannibale 420 421.

Neapolis Libyca a Pisone eversa 467.

Necessitas audaces facit 102. Nechaus Aegyptius Medos oppugnaturus Iosiam occidit 113.

Nechaus Aegyptius a Nabuchodonosore vincitur 114. Nectarius B 37.

Neeman Syrus a lepra mundatur 99.

Neemias instaurat Hierosolyma 135.

Neemias se contra Moabitas, Ammonitas et Samaritanos munit 178.

Neemias Xerxae pincerna instaurat Hierosolyma ib.

Neemiae aerumnae pro patria ib.

Negra B 60.

Neo-Caesareae excidium B279. Nemrodus primus gigas et ty-

rannus 21. Nemezi gens Gallica, forte Nemetes B 294.

Nemezorum defectio ib. Nephthalim 25. Nero pro Domitio VI Romanorum imperator 288. Nero XVII annos natus fit

tero Avii annos natus

imperator 480.

Cl. Nero in Hispania 428. cum Hannibale dimicat 432. Hasdrubalem caedit 433. in Sicilia 441.

Nero Germanici filius 548. Nero primus Christianos persecutus 570.

Neronisadolescentia luxuriosa 568. aurigationes et scenicae exercitationes 569.

Nero post matricidium nocturnis terroribus exagitatur ib. Neronis consilia desperato imperio, fuga, interitus 571 572. expeditio in Graeciam 570. imperium 568.

Neronis utriusque sexus conduplicatae nuptiae, generis activi et passivi 571.

Neronis partus 570. caedes 572.

Neronis interitus 292.

Nerva astrologi mendacio servatus 583. Traianum adoptat 584.

Nestorius haereticus B 41. Nestorius defectio B 288. Nesus Syracusarum 425.

Nicaea a Sclero occupata B 217.

Nicaea capta a Francis B 300. Nicaena prima synodus B 9. Nicaenum symbolum B 10. Nicaenum VII concilium de

imaginibus colendis B 117. Nicanor Iudae insidiatur 208. Nicanoris interitus 16.

Nicephori Caesaris et fratrum poena B 118.

Nicephori sordes, rapacitas et exactiones B 123.

In Nicephorum scomma B 207.

Nicephori interitus publici lactus solatium B 125. Phocae expeditio Cilicica B 200. Nicephori Phocae coronatio et

Nicephori Phocae corons nuptiae *ib*.

Nicephori Phocae nuptiae secundae a patriarcha impeditae ib.

Nicephori Phocae defectio B 227.

A Nicephoro populi alienatio ob ludum militarem B 230. Nicephorizes Eunuchus B 287. Nicephorizis Logothetae interitus B 293.

Nicetas Copronymi filius B 112. Nicephorus Copronymi filius ibid.

Nicephorus generalis Logotheta imperator appellatur B 121.

Nicephorus Irenen in exilium mittit B 122.

Nicephorus imperator stricto gladio petitus B 124.

Nicephorus a Bulgaris occiditur B 125.

Nicephorus patriarcha Leonis Armenii impietatem praesentit B 130.

Nicephorus Phocas B 177. Nicephorus Phocae Bardae filius B 194.

Nicephorus Phocas Cretam subigit B 196.

Nicephorus Phocas metu tyrannidis e Creta revocatur B 197.

Nicephorus Phocas in Syria bene pugnat B 197.

Nicephorus Phocas tyrannidis suspicionem callide ab se amovet B 198.

Nicephorus Phocas imperator declaratur B 187.

Nicephorus sacros reditus in militiam convertit B 202.

Nicephorus Phocas ad rem militarem refert omnia B 203.

Nicephorus Phocas ecclesiastica suffragia et reditus sibi vindicat B 203.

Nicephorus Phocas muro fatum excludere studet B 204. Nicephorus ex fame lucrum

captat B 206.

Nicephorus Uranus Bulgaros domat B 224.

Nicephorus Comnenus B 297. Nicephorus Phorbeni Catacalonis filius B 299.

Nicephorus insidiator dat poenas B 300.

Nicephorus Phocas invisus ob licentiam militum et avaritiam B 215.

Nicetas Gregorae f. honorifice ab Heraclio excipitur B 84.

Nicetas eunuchus Copronymi patriarcha B 111.

Nicetas dux Antiochenos male tractat B 236.

Nicetas Ooryphas B 300.

Nicias Pyrrhi proditor supplicio afficitur 376, eius cutis in lora sellae concisa 379. Nicias Cerealis insidiator Ca-

ligulae 557.

Nicocizas B 225.

Nicolai patriarchae relegatio B 179. eius restitutio B 182. Nicolai publicani de Constan-

tino Duca praedictio B 183. Nicolaus Damascenus Herodis orator 257.

Nicolaus grammaticus patriarcha B 297.

Nicolaus Mirificus B 299. Nicomedes Bithyniae rex 467. Nicopolis capta a Bulgaris B

241. Nicopolis 510.

Nicon machina 294.

Nigidius Figulus monarchiam Augusti praedicit 495.

Nili fossae et aggeres exstructi ab Iudaeis 32.

Nili ortus et incrementa ex Dione 608.

Nilus Geon 17.

Ninivae deus excidium minatur 107.

Ninivitae acta poenitentia conservantur ib.

Ninive capta a Nabuchodonosore 146.

Niníves excidium etiam post poenitentiam vaticinatur Tobitus *ib*.

Ninus urbs 22.

Nisan Aprilis 35.

Nisi molestum fuerit 235.

Nisibis B 15.

Nisibis a Gordiano III recuperata 624.

Noa deum propitium habet 18. Noa Lamechi filius ib. eius tres filii ib.

Noa rem divinam facit 9. Noa vitisator et Hebraeorum Bacchus ib.

Noe vivit annos 950 19.

Nobilissimi honos B 61.

Nobilitas apud exteros rece-

ptu non caret 85. Nobilitas etiam apud hostes

honorata 118. Nobilitas animosos facit 317. Nobilitari etiam ab hoste ho-

Nobilitari etiam ab hoste honos habetur 103.

Noctes alternae duarum uxorum 160.

Noemis 55.

Noemis felicitas ib.

Nola repulsus Hannibal 421. Nomen gentis terra delendum 59.

Nomen cum re aliquando consentit 69.

Nomina captivis mutata 118.

Nomine mutato res eadem fertur 338.

Nonacrina aqua 197.

C. Norbanus contra Brutum et Cassium missus 505.

Noricum 521. a Philippo captum 424.

Novae tabulae 338.

Novatus Catharorum auctor 627.

Novercae privignis infestae 127.

Nox praelia dirimit 189.

Nox opportuna paucioribus ad hostes invadendos 189.

Nubes dei descensum in templum Salomonis testari credita 84.

Nucerini crudeliter tractatiab Hannibale 421.

Nuditas simplicitatis symbolum 17.

Numa invitus, nec nisi sacris rite peractis, regnum

suscipit 321.

Numa Pompilius II rex Romanorum ib. eius aetas et obitus, fiducia in deum, instituta, pacatum regnum ib.

Numerianus imperator ut perierit incertum 639.

Numerius Fabius 398.

Numicius fluvius 313.

Numinis neglectus clades parit 50.

Numinis providentia Davidem, ne patriam oppugnet, conservat 69.

Numitor regno a fratre spoliatur 314.

Nuncius falsus caedis causa 156.

Nuncii falsi facile decipiunt

Nuptiae per dies quatuordecim celebratae 145.

Nymphaeum B 50.

ο.

Oasis B 42. Obseratorum liberi in servitutem abrepti 90.

Obedus 56. Obiter nihil agendum 596.

Oblivisci iniuriam difficilius est quam ignoscere 77.

Obsessis aut gladii aut famis exitium metuendum 115.

Obsides dati a quibus regno timebatur 283.

Obsidio, fames, pestis coniunguntur 115.

Obsidionis solvendae honesta causa quaesita 211.

Obsignare 134.

Occasionem qui suppeditatest culpae auctor 158.

Ochoziae interitus 108.

Ochozias, mali corvi malum ovum 96.

Octavia Neroni nubit 287. Octavius Claudii filius ib.

Octavia Augusti soror M. Agrippae nubit 532. item Antonio 515.

Octavia repudiatur a Nerone, atque occiditur 669.

Octavia Claudii filia Domitio nubit 565.

Octaviae sororis Augusti obitus 537.

Octavii somnium 480.

C. Octavius Caesar Augustus.V. Augustus.

C. Octavius a Lysia occisus 462.

M. Octavius Cassii metu necem sibi consciscit 504.

Oceanum Indicum ingressus Alexander 194.

Ocrisia Servii Tullii mater 327.

Oculi dextri effossio postulata ab hoste 85.

Oculi divinitus aperti vident arcana dei 100.

Oculi precibus praestricti, ut videntes non videant ib.
Oculi nota calliditatis 128.
Oculi sapientiae signum 131.

Oculorum effossio quietos reddit homines B 228.

Odenati una cum filio interitus 634.

Odenatus Palmyrenus Persas oppugnat 681.

Odenatus Balistam et Quintum occidit 634. Odenatus Orientis dux a Ga-

Odenatus Orientis dux a Galieno creatur 634.

Odium publicum ferre difficile est 172.

Odium crudelitate non mitigatur, sed exasperatur 220. Odola spelunca 66.

Oebares equiso Dario regnum conciliat 172.

Occumenicus magister cum XII collegis a Leone ob cultum imaginum exustus B 105.

O fortem et fidelem animum, praeclara laus 163.

Ogus 43. Olbia Sardiniae urbs 388.

Olbianus B 197.

Olda vates Selumi uxor 112. Olei vino misti medicina 534. Oleo sacro inaugurari reges

Oleum in vasa transfusum multiplicatur 99.

Olympi monasteria B 275. Olympiadis somnium 183.

Olympias Aridaeum privignum veneficio delirum facit 127. Olympias recusat Iunonis esse

Olympias recusat Iunonis esse pellex 188.

Olympias Herodis filia 254.

Omen ex verbis petitum 60.

Omen malum in hostes vertatur 122.

Omen victoriae Actiacae 527. Omen cladis verba Evangelii B 67.

Omina obitus Augusti 543. Omina inauspicatae expedi-

tionis 617 282. Oniae caedes expiata malo frugum proventu 223.

Oniae preces ib.

Onias pontifex 158.

Onias Šimonis Iusti filius pontifex 201.

Onias in Aegypto pontifex 208. Onias imbrem precibus temperat 223.

Onias ob pacis studium lapidatur ib.

Ooryphas Agarenos coercet B 140.

Ophites olim dictus Orontes fluvius B 18.

Ophnis Elii filius 56.

Opinione hominum falsa ad nostram commoditatem abutendum 158.

Opobalsamum 223.

Oppius Metellus contra Sertorium 474.

Opsaras Ioannes B 265.

Optimi cognomentum Traiano datum 587.

Optio pestis, famis aut belli 80.

Opuntem Sulpicius occupat 436.

Or Mariammes maritus 37. Oracula et picturae de imperatoribus B 133.

Oracula verbis ambiguis deludunt homines 171.

Oracula de Cannensi clade 417. Oracula amphiboliis deludunt homines 456.

Oraculo proditum facinus 47. Oraculum de explendo hiatu-

Oraculum de Christo B 115.

Oraculum de Scirto: affliget miseros Scirti saltatio cives B 116.

Oraculum de Michaele Balbo B 141.

Oraculum Macrino datum 616. item Tarquinio 333.

Oraculum de orbis imperio ab Iosepho perperam intellectum 576.

Oratio contumeliosa et arrogans odiosa 86.

Orationes recitari de scripto solitae 547.

Orbis partes quattuor 127. Orbitas homini diviti mortem tristiorem facit 111.

Orcus locus B 266.

Orcum Sulpicius occupat 436. Orebi montis miracula cum Elia 92.

Orestias post Adrianopolis B 251.

Oreus 436.

Organa aurea B 158. Orilum 424.

Origenes Caesareae Palaestinae docet 623.

Origenes martyrii cupidus et reliqua eius acta 610. martyrium refugit 626.

Origenicae opiniones a Vigi-Jio et Eutychio damnantur B 68.

Origenis absurdae opiniones ibid.

Origenis castratio 611. Origenis peculiares opiniones

Ornae Iebusaei area 80. Ornatus ridiculos facit insuetos 153.

Orodes Parthorum rex 511. Orophernes Ariarathis filius adoptivus 461.

Orpha 55.

Orphanotropheum B 70.

Orphanotropheum ab Alexio instauratum B 302.

Orphanotrophi fratres grassautur in subditos B 239.

Orphanotrophum fallit consilium suum B 240.

Orphanotrophus caecatur B 251.

Orphanotrophus. V. Ioannes. Orphanotrophus acerbus quaestor B 259.

Os magniloquum 128.

Osculo caedes conjungitur 79. Oseas XVIII rex Israelitarum 108.

Ossa praestantium virorum magni aestimata 118.

Ossa mortmorum sub limine

Ossium Iosephi translatio mandata 32.

Ostenta Hierosolymorum interitum providentia 302.

Otacilius Crassus cos. in Siciliam venit 364.

Otanis filia magorum imposturam detegit 171.

Otho 291.

Otho factione militum fit imperator 572. Galbam occidendum curat ib.

Otho reconciliatione Vitellii desperata se ipsum interficit 573.

Othoniani bis victi a Vitellianis *ib*.

Ozan ob contrectatam aream perit 73.

Ozias deo quinque dies praefinit 99.

Р.

Pacorus a Ventidio caesus 232. Pacorus Parthus 511. a Vendidio caesus 519.

Pachorus Parthus Antigonum Hierosolyma reducturus 230. Pacis causa bellum 324. Paean hymnus bellicus 161. Paeones aliique Pannonii 520. Pagi 985 Iudaeorum eversi 590.

Palaestina Philistiim 21. Palaestinae quinque urbes, Geta, Accaron, Ascalon,

Gaza, Azotus 58. Palaestini ab Israelitis pro-

fligati 47.

Palaestini victi ab Iesu ib. Palaestini Israelitis annos 40 imperant 53.

Palaestini bis vincunt Israe-

litas 57.

Palaestini quinque podices et mures aureos cum arca mittunt 58.

Palaestini ferro interdicunt Israelitis 60.

Palaestini Israelitas caedunt 70.

Palaestini bis a Davide profligati 73.

Palaestinorum 60000 caesa 62. Palmyreni victi ab Aureliano

Palatium 316. habitatio principis 534.

Palatium clausum 605. Pallas Felicis frater 289.

Pallas Claudii libertus quaestor 564.

Pamphilia a Cn. Manlio domita 454.

Panem sacrum ab inquinatis edi nefas 66.

Panes Azymi cur? 39.

Panes sacros edit David 66. Panicus terror 101.

Panis hordaceus vilitatis nota

Panis, nasturtium, aqua Persarum vietus 147.

Panium a Michaele captum B 139.

Pannonii 521 531.

Panormum a Romanis captum

Panormus insula B 193.

Pantaenus philosophus sub Commodo 601.

Pantepopti Monasterium B 302.

Panthera velocitatis nota 127. Panthera'Macedonum monarchiam significat ib.

Panthia mulierum Asianarum formosissima 154.

Panthia Abradatem armat 160. Panthia ob mariti caedem se iugulat 163.

Panthiae insignis pudicitia

Panthiae ad Abradatam oratio 160.

Papae legati Iconomachis assentiuntur B 162.

Papaverum capita decussa 331.

Paphlagones Riphatei 21. Paphlagones tributarii sine satrapis 168.

Papianus fortasse pro Papiniano 610.

Papias, Michaelis Balbi custos B 134.

L. Papirius Cursor 364. Papirius Lucanos, Bruttios et Tarentinos domat 379.

C. Papirius Corsicam domat

Pappi caedes 233.

Papycius mons B 305.

Parabola Micheas Achabum arguit 97.

Parabola de rubo et cedro 107. Parabolae aptae ad arguendos potentes et iracundos

Parabolae Salomonis 83. Paradisus 17.

Parapinacii cognomentum B **288**.

Parapinacii obitus B 293. Parapinacius ex imperatore

fit monachus B 27. Parcere subjectis et debellare superbos 155.

Parentum luctus et probrum liberos a flagitiis deterrere debet 141.

Paris histrio 580.

Parmenio Alexandri medicum calumniatur 189.

Parmenionis caedes 191.

Parricidio non regnum, sed exilium quaesitum 111.

Parsimonia insolita malum omen B 282.

Parthi bis victores duorum fratrum Antiochi et Deme-

Parthi Antigono opem ferunt

Parthi a Medis victi vicissim Media et Armenia potiuntur 522.

Parthi victi a Traiano 587. Parthorum motus post Philippicam pugnam 511. Pasar urbs B 256.

Pascha 85.

Pastis 313.

Pastoris boni et regis eadem munera 165.

Patares Bruto se dedunt 505. Pater caedis filii spectator et comes 557.

Paternam religionem evertit filius 96.

Patre accusante et filii capiti manus imponente lapidandus filius 210.

Patres 100 Sabini Romanis 100 patribus additi 818.

Patres 200 minorum gentium a L. Tarquinio in senatum lecti 326.

Patria instituța contra tyranni imperium retinere magnae constantiae est, nec periculi minoris 122.

Pro patria quidvis et facere et pati paratus 209.

Patriae liberatores cari deo et felices 51.

Patriae ruinae amplissimae Babylonis splendori praelatae 116.

Patriae calamitas iusta doloris causa 178.

Patriae amore peregrina instituta admissa 216.

Patriarcha syngrapham ab imperatore postulat B 255. Patriarchae proclamatio B 109.

Patriarchae Constantinopolitani titulus B 191.

Patricidarum poena 832.

Patricii 317. tribuni plebis facti 342 343.

Patricius Homericocentonum auctor B 45.

Patris impii filius pius 89. Patris pii filius impius 108. Patzinatae, seu Patzinacti B 186.

Pauli Apostoli caedes 570. Pauliciani Manichaei B 157. Paulina a Mundo stuprata 268. Paulinus insons in suspicione a Theodosio occisus B 45.

P. Aemilius Moderatus 429 et

Paulus Aemilius contra Perseum mittitur 458.

Paulus astrologus Leontio praedicit imperium B 93. Paulus confessor B 23.

Paulus Cyprius patriarcha fit monachus B 116.

Paulus haereticus 611. Paupertas cum iustitia raro

coniungitur 143.

Paupertas impultrix scelerum 323.

Paupertas vera 379.

Paupertatis desperatio formidabilis 339 340.

Pausanias Philippi interfector

Pax esto vitae meae tempore

Pax spreta belli clades parit B 255.

Pazinacae B 210 257.

Pazinacae provincias vastant

Pazinacae victi Christiani fiunt B 258.

Pazinacae Adrianopolim invadunt B 290.

Pazinacae in Moglenen coloni mittuntur B 299. Pazinacarum defectio et 30

annorum induciae B 259. Pazinacarum XIII tribus B

Peccati comes est calamitas

Peccatis alienis inexorabiles nostris ignoscimus 47.

Peccatum remotum a Davide 74.

Peccatum causa cladis 127. Peccatum consummari, perfici, obsignari, expiari 133. Peccatum obsignari 134.

Pecudes etiam invisae deo gentis tolli iubentur 62.

Pecudum interitus 35.

Pecunia data ne recipiendi essent milites 164.

Pecunia equis proposita 195. Pecunia et obsidibus redemtum praesidium 216.

Pecunia regnum occupatur

Pecuniae a Michaele profusae semissis fisco restituitur B 167.

Pecuniae aut regni optio 314. Pecuniam ad se afferri Augustus et Claudius vetuerunt 561.

Pedes exercituum nota 128. Pedibus hominis insistere nota depressionis 126.

Pediculorum immissio 35. Q. Pedius Augusti collega 635.

Pelagii caedes B 53.

Pelagium locus B 111.

Pellaeus sepulcri Cyri effossor 195.

Pelliceae tunícae caro crassior 17.

Pelusium a Sennacheribo frustra obsessum 111.

Pentadius B 21.

Percussoris etiam reconciliati odiosus 12.

Perdiccas Aridaei nomine regnum occupat 127.

Peregrina instituta captivis ediscenda 118.

Perennii praefecti praetorio caedes 598.

Perfidi tenendi tum demum cum opprimi possunt 150. Perfidia infelix B 200.

Periander Corinthios proceres tollit e medio 331.

Peribleptae Monasterium B 295.

Periculum aliis mandat, emolumentum sibi vindicat David 73.

Perinthii Byzantiorum ius et agros adepti 606.

Perinthus Heraclea B 139.

Perire malle quam ex suspicione violare supplicem 116. Perinrium votis placandum 62.

Perpenna victus a Pompeio 474.

Persae semper aliquid regni retinuerunt 114.

Persae Elimaei 22.

Persae prodituri Theophilum B 152.

Persae equites 40000 164.

Persae omnium barbarorum crudelissimi 126.

Persae benefactores in commentarios retulerunt 179. Persae regnum Parthis adi-

munt 618.

Persarum et Avarum grassationes sub Phoca B 80.

Persarum et Medorum II monarchia 126.

Persarum XII tribus 146.

Persarum arma, thorax, scutum, gladii aut securis ib. Rex Persarum semissem iu-

ventutis venatum educit 147. Persarum frugalitas et mun-

dities 148. Persarum deliberatio de rei-

publicae forma 172.

Persarum VII senatores 178. Persarum regnum a Saracenis eversum B 221.

Persarum sub Sapore excursiones 630.

Persas Cyrus stolis Medicis ornat 166.

Persepoli 40000 talenta reperta 190.

Persei inventum contra elephantos 457.

Persei parsimonia socii alienantur 457.

Persei capti abiectus animas 460 461.

Persei filius fit scriba 461. Perseus bellum Romanis infert 457. a Paulo Aemilio vincitur et capitur 458 et

Perseus XX regibus ortus 461. Persica disciplina 146. Persisa opulentia 190. Persicae pacis renovatio B 72.

Persici imperii fines 168.

Persici septemviri contra magos coniurant 171.

Persicum imperium a Medico separatum 146.

Persis tributum 500 pondo dari solitum B 71.

Persthlaba magna B 211. Persthlaba capta a Basilio B

225. Pertinacis interitus 603.

Pertinax insipientia monitis non emendatur 89.

Pertinax Commodo superstes

Pertinax imperator Afer ex Alba Pompeia 602.

Pescennii Nigri interitus 606. Pestilentia sub Parapinacio

Pestilentia sine morbo 319. Pestilentia Vesuvii incendium consecuta 579.

Pestilentia sub Copronymo B

Pestilentia universalis per annos XV 628.

Pestis ob numeratum a Davide populum 81.

Pestis et fames sub Augusto 535.

Petauni B 230.

Petephres Iosephi dominus 42. Petra ebullit aqua 86.

Petra ignem edit 51.

Petri fratris Mauricii interitus B 80,

Petronae Drungarii mulcta B

Petronas Agarenos vincit B 159.

Petronius a Nerone ad Galbam deficit 571.

Petrus Mongus B 54.

Petrus Mauricii frater B 77. Petrus summus apostolorum

apex 134.

Petrus Bulgarus pacem et af-

finitatem cum Romano iungit B 190.

Petrus eunuchus B 204.

Petrus spado a Sclero profligatur B 217.

Petrus Apostolus sub Claudio Romam profectus 568. eius caedes 570.

Petrus Alexandrinus episcopus et martyr 639.

Phaceas 102000 Indaeorum occidit 108.

Phacesias 16.

Phaedymia Otanis f. magum prodit 171.

Phaleg Eberi filius 22.

Phanuel 26.
Phanao Israelitarum infantes

necari jubet 32. Pharaonis somnia 29.

Pharasmanes B 80.

Pharasmanes Albanos concitat 591.

Phares 123.

Pharisaei peripateticis similes 217.

Pharisaei veteribus offensis vindicandis publicam tranquillitatem turbant 222.

Pharisaei Herodi non iurant 254.

Pharisaeorum assentatio Pherorae incommodat 254.

Pharisacorum caedes ib. secta 265. opiniones et auctoritas 218.

Pharmuthi Aprilis 35.

Pharnaces Mithridatem patrem occidit 223.

Pharnaces patricida Mithridatis 479.

Pharnaces superatus a Caesare 489.

Pharus insula quondam 188. in Pharum insulam fugit Demetrius 405.

ZONARAS VI.

Phasaelus captus a Parthis caput saxo illidit 230.

Phasaelus Hierosolymis praefectus 226.

Phasaelus Antipatri liber ib. Phasaelus Herodes ex Pallade f. 254.

Phasena 45.

Phelmuni quidam 132.

Phenanna Ĥelcane altera uxor 56.

Pherorae divortium, amor ancillae et offensio Herodis 246.

Pheroras Antipatri filius 226. Pheroras tetrarcha 243.

Pheroras ab Herode regno pellitur 248.

Pheroras Herodem reconciliat 250.

Pheroras mori mavult quam uxorem deserere 254.

Pheroras in tetrarchiam suam abit et obit 255.

Philadelphia 216.

Philadelphi donaria missa Hierosolyma 200.

Philadelphus B 295.

Philadelphus rex Paphlagoniae 525.

Philaretus Constantini socer B 116.

Philaretus a barbaris profligatus B 280.

Philetus Antiochenus episcopus 623.

Philippi Macedonis somnium 183.

Philippi ditio Syriae attributa tb.

Philippi reditus 100 talenta

Philippi cum Romanis reconciliatio 437.

Philippi corona Iovi Cupitolino missa 452. Philippi regis Macedonum obitus 456.

Philippi urbs belli civilis area 506.
Philippi imperatoris interitus

625. Philippica acie caesa ultra

Philippica acie caesa ultra 240000 507.

Philippici monasterium B 77. Philippici caecatio B 98.

Philippici profusiones et ineptiae B 98.

Philippici somnium B 95.

Philippicus Mauricii sororius in Persia rem bene gerit B 74.

Philippicus fit clericus B 80. Philippicus in Cephallenia exulat B 95.

Philippicus Bardanes a Chersoniis imperator salutatur B 97.

Philippicus Bardanes sextam synodum abrogat ib.

Philippicum bellum 443.
Philippopolis Manichaeis referta B 306.

Philippopolis 625.

Philippus Acarnan Alexandri medicus 186.

Philippus Antiocho Eupatori bellum infert 207.

bellum infert 207.

Philippus Herodis et Cleopatrae filius 254.

Philippus Herodis frater, bonus princeps 271.

Philippus Megalopolita a Glabrione captus 450.

Philippus Persis Mesopotamia et Armenia cedit 625.

Philippus Macedo Carthaginensibus favet 355 424. ab Laevino perditus 428. ad Philippum Macedonem fugit Demetrius 405. Achaeis opitulatur 432. ab Aetolis exclusus eosdem sibi con-

ciliat 436. cum Romanis coniungitur 437. bellum gerit 443.

Philippus a Romanis victus et vulneratus 445. Item ad Cynoscephalas victus a Flaminio 447. pacem cum Flaminio facit ib.

Philippus Christianus 625. Philistiim Palaestina 21.

Philo Iudaeorum legatus Caio interitum ominatur 278.

Philomikium 452 et B 129 307. Philopatium B 305.

M. A. Philosophi clementia in eos qui defecerant 596.

Philosophi vulgo ridiculi 185. Philosophi Roma pulsi 577. Philosophiae neglectus B 160.

M. A. Philosophus vir melior quam felicior 597.

Phinees Elii f. 56.
Phineae supplicium 191.
Phinees Zambrem occidit 43.
Phinees fit pontifex maximus
48.

Phison fl. 16. Phocae interitus B 81.

Phocae tyrannis B 80 81.

Phocae Bardae et Scleri singulare certamen B 218.

Phocas impudenter Mauricium alloquitur B 79.

Phocae electio ib.

Phocas Nicephorus B 172.

Phocas Bardas Sclero opponitur B 218.

Phocas Bardas seditione militum imperator salutatur B 220.

Phocas Bardas subito extinguitur B 221.

Phoenicia iudicibus Iudaeis subiecta 175.

Phoenix Lyciae portus B 88. Phoenix sub Tiberio visus 551. Pholles 24 accessio tributi B 106.

Phora fl. 16.

Phorbenus B 299.

Photini interitus 489.

Photinus eunuchus Pompeium occidendum curat 487.

Photius Phocam solio deturbat B 81.

Photius patriarcha B 291.
Photius patriarchatu excidit
B 167.

Photius Agarenus B 172. Phraates Parthorum rex be-

nigne habet Hyrcanum 234. Phraates Orodem patrem et fratres occidit 519.

Phuas Assyrius 1000 talenta ab Israelitis exigit 108.

Phute Libya 21. Phryges a Cyro subacti 164.

Phryges Thorgamaei 21. Physiologia Salomonis 83.

Picenum 404. Pietas impietatem sublatam

cupit 112. Pilati interitus 559.

P. Pilatus Iudaeos flagellis caedit 267.

Pilatus Romam accersitur 269. Pincernae Aegyptii somnium

Pinguedo bonum significat 529.

Piratae urbibus amplius 400 potiti 475.

Piraticum bellum Pompeio mandatur ib.

Piraticum bellum tribus mensibus confectum 477.

Piratarum insolentia 475.

Piraticae naves amplius mille ibid.

Piscis devoraturus Tobiam quomodo ab illo attrahatur 144. Piscis Augustum maris fore dominum significat 517. Pisidia a Cn. Manlio domita

Pisidia a Cn. Manlio domita 454.

Piso cos. contra Carthaginenses missus 467.

L. Piso 537. a Galba adoptatus occiditur 572.

Pisonis interitus 548.

Pistoris Aegyptii somnium 29. Pittacia locus Constantinopoli B 39.

Pityus B 42.

Pius erga deum et iustus adversus homines 142.

Pius vocatus Caesar 494. Pius Romanus episcopus 594. Pii cognomentum ex clementia 593.

Pizigandes legatus ad Agarenos B 91.

Placidia Honorii soror B 40. Placidia filia Valentiniani B 138.

Placilla Theodosii uxor B 22. Placotum forum B 8.

Platanus aurea B 158. Plate insula B 236.

Platilla Plautiani filia Caracallae nubit 609.

Platilla occisa a Caracalla marito 613.

Plato Studii Abbas B 126. Platonis et Tarasii dissensio B 119.

Plaustrum sponte nutans fa-cile impellitur 72.

Plautiani potentia, crudelitas et interitus 608 609.

Plautius affinis a Caracalla occisus 613.

Plautius Salapianus 429. Plautus Isthmionices 403.

Plebeii consulatum sibi vin-

Plebs luto comparatur 121.

Plebs obsidionis incommoda minus ferre solet 189.

Plebs rebus adversis facile frangitur 178. Plebs nobilium opibus et ho-

noribus invidet 317.

Pliscoba capta a Basilio B 225. Plotina Adriani amica et adiutrix ad imperium 588.

Traiani uxor 585.

Pluvia cinerea B 51. Pluviae nocturnae duntaxat 244.

Pluvia cruenta 319.

Poena in filios dilata 93.

Poenitentia ob delicta ignorantiae 178.

Poenitere stultum et miserum

Pogonati cognomentum B 90. Polemon a Berenice deseritur

Polemoniacus pontus B 67. Pollio ab Herode honoratur

Pollionis murenae et crystallina 537.

Polybius adulter a Messalina occisus 564.

Polycarpi martyrium 597.

Polyeucti patriarchae severitas in imperatorem B 200. Polyeuctus patriarcha B 195. Polygamia Iudaeis usitata 253. Polystratus Dario aquam of-

fert 191. Pompeiano bello civili caesa 1050000 490.

Pompeianum bellum civile 120. Cl. Pompeianus Commodi insidiator 598.

Pompeianus imperator 622. Pompeii et Aristobuli conten-

tiones 223. Pompeii nuptiae violentae 473. Pompeii res gestae in Africa

ibid.

Pompeii cum Sylla coniunctio ib.

Pompeii cum Sertorio conflictus in Hispaniis 474.

Pompeii praeda 20000 talenta **480.** 

Pompeio suis uti consiliis non licet 482.

Pompeii sepulcrum 589. triumphus 474. triumphus Mithridaticus 480. tres triumphi et res frumentaria ib.

Pompeii fuga in Graeciam, clades in Aegypto, interitus, sepultura 484.

Pompeii mutatio, somnium et fuga 485.

Pompeius nescit uti victoria ibid.

Pompeii filius natu maior caesus 490.

S. Pompeii filia M. Marcello nubit 513.

S. Pompeii patrimonium ib.

S. Pompeii cum Augusto pugnae 514 515. S. Pompeii clades et fuga 517.

S. Pompeii classe victi consilia et interitus 518 519.

Pompeii oppidum Vesu<del>v</del>ii incendio oppressum 579.

Pompeii caedes B 63.

Pompeio monarchia potius quam navarchia decreta 476.

S. Pompeio honorificae conditiones propositae ab Augusto et Antonio 512.

Contra S. Pompeium conspiratio triumvirorum et pacificatio 522.

Pompeiopolis ruina B 60. Pompeius Aristobulum defendit 223.

Pompeius Hierosolyma capit 8 237.

Pompeius Hierosolyma Romanis tributaria facit 224.

Pompeius adytum Hierosolymitanum adit 224.

Pompeius Mutiam repudiat 479.

Pompeius militibus carus 473. Pompeius popularis 474.

Pompeius suspicionem regni affectati dimisso exercitu diluit ib.

Pompeius usque ad annum aetatis XL felix 480.

Pompeius eques a Censoribus honoratus 475.

Pompeius leges Caesaris armis probat 481.

Pompeius Caesari Galliam in quinquennium decernit ib. Pompeius dictaturam ambit

Pompeius Siciliam recuperat

Pompeius solus consul 482. Pompeius anno aetatis LX occisus 487.

S. Pompeius classis praefectus 498.

S. Pompeius ab Augusto proscriptus 499.

S. Pompeius proscriptorum confugium 502.

S. Pompeius Siciliam et Sardiniam obtinet 510.

S. Pompeius datam fidem utilitate antiquiorem habet 512 513.

Cn. Pompeius Magnus Claudii gener 561.

M. Pompeius Sardiniam domat 402.

Pomponius 321.

Pomponius Manius in Sardinium missus 401.

Pomum caedis Paulini et odii Eudociae Theodosio fit occasio B 45. Pontes deiecti Hannibalem Roma avertunt 413.

Pontianus Romanus episcopus 623.

Pontifex iusiurandum de servanda religione postulat a rege 104.

Pontifex regis gener ib. Non pontifex, sed deus ado-

ratus 198.
Pontifices 83 ab Aarone us-

que ad Phineem 291.

De Pontificiae vestis custodia controversia 282.

Pontificis cura 104.

Pontificis vigilantia facit ut religio floreat 105.

Pontificium responsum de nuptiis 514.

Pontificum dissidiis Hierosolyma praedae sunt hostibus 204.

Pontius Pilatus 267.

Pontius Cominius Camilli nuncius 357.

Pontius Aquila D. Bruti legatus 498.

Popilius legatus Antiochum circumscribit 461.

Poplitis esu abstinent Iudaei 27.

Poppaea Neronis uxor 290. Populares homines vulgi animos mitigare queunt 220. Popularia 317.

Popularium suorum calamitas bono viro dolet 182.

Populi diversa iudicia 59. Populo quae gravia sunt prudenter mutanda 104.

Populum alienare facilius est quam reconciliare 86.

Populum pervertere 92.

A populo minas hostiles audiri non expedit in obsidione 110.

Populus futura non curat 59.

Propheta cum rege pro imperio loquitur 92.

Propheta unus inter multos pseudoprophetas verum dicit 94.

Propheta domini quaerendus est ib.

Propheta munus curationis recusat 100.

Propheta regis pater et praesidium 105.

Propheta victoriae auctor ib. Propheta deum fugere conatur 107.

Propheta populares captivos dimitti iubet 108.

Propheta dei pacem exorare iubetur populo 110.

Propheta inimicorum libidini et crudelitati deditur 115. Prophetae domini pauci 29. Propheta scriptura exusta 47. Prophetae consulti de amis-

Prophetae consulti de amissis rebus 59.

Prophetae verba dare difficile est 89.

Prophetae res futuras vident 94.

Prophetae frustra quaerunt Eliam 97.

Prophetae non magni faciunt magnates 99. Prophetae dissidere periculo-

Prophetae dissidere periculosum 101.

Prophetae rebus desperatis tandem subveniunt ib.

Prophetae cum muneribus

adiri soliti 102. Prophetae frustra monent ob-

stinatos 105.

Prophetae in speciem dissentientes, re ipsa congruunt 114.

Prophetae non obsecutum leo devorat 122.

Prophetae ab impietate et iniuriis dehortantur 115.

Prophetae mortui honoratiores quam viventes 118.

Prophetae ex familia sacerdotali ib.

Prophetarum minae ridentur ab impiis 48.

Prophetarum contagio Saullios satellites prophetas facit 66.

Prophetarum praedictiones mirabiliter eveniunt 103.

Prophetarum praemium caedes 109.

Prophetarum concionibus saltem aliqui corriguntur ib.

Prophetarum munus placare deum 112.

Prophetia post annos 361. eventu comprobata ib.

Prophetiae remuneratio est regum indignatio 114.

Prophetiae obsignatio 131. Prophetiae sunt divinae providentiae argumenta 133.

Prophetiarum amphiboliae et aenigmata facile decipiunt oscitantes 115.

Propinationes principum insidiosae 74.

Propugnacula urbibus detracta in luctu 196.

Proscriptio triumvirorum 500.

A prostratis victori periculum 161.

Prote insula B 194.

Proterius B 46.

Proteuon imperio frustra destinatus B 261.

Protogenis gladius et pugio 180. interitus 561. Protopapa Palatii B 200.

Protoctetus martyr 621.

Protopsaltes B 132.

Protostratoris dignitas B 164. Protothronus ecclesiasticae dignitatis nomen B 176. Prudentes etiam amore vincuntur 157. Prusiae supplici venia datur

461.

Prusianus Bulgarus B 227. Prusianus caecatus B 230. Psallendo elicitur spiritus 97.

Psellus Diogeni imperatori infestus B 285.

Psellus ineptus imperatoris magister B 287.

Pseudagrippa clemens 548. Pseudalexander ad Remos ablegatur 264.

Pseudalexander 476.

Pseudodiogenis seditio et interitus B 301.

Pseudodrusus 571.

Pseudonero 573. Terentius maximus 578.

Pseudophilippus 466.

Pseudopropheta prophetam seducit 88.

Pseudoprophetae interfecti 104.

Pseudoprophetae seditionis faces 289. tyrannorum ministri 302.

Pseudoprophetarum propheta se iubet sepeliri 88.

Pseudoprophetarum cum Hieremia propheta altercatio 115.

Psittacus occasionem praebet liberationi Leonis B 176.

Psylli 531.

Ptolemaeus Lagi filius Aegyptum occupat 127. cognomento Soter 198. Syriam et Hierosolyma vexat ib.

Ptolemaeus Philadelphus bibliothecam instruit 200. Iudaeos liberaliter tractat 199. Ptolemaeus Philometor 204.

Ptolemaeus Philometor Romanos timet 212.

Ptolemaeus Physcon 204.

Ptolemaeus Eupator 209.

Ptolemaeus Herodis scriba 260.

Ptolemaei liberi ab Antiocho Antiochi f. insidiis appetiti 461.

Ptolemaeorum regni divisio

Ptolemaeus Simonem occidit 218.

Ptolemaeus Philadelphus Romanorum amicitiam expetit 379.

Ptolemaeus Iubae filius a Caligula occisus 557.

Ptolemaeus Pentapoleos 629. Ptosas B 159.

Publicolae funus 337.

Publicani Syriae vectigalia redimuntur 202.

Publicani oppugnati 514.

Publici boni causa et ignominiam et pericula subire magnum 160.

Publicola. V. M. Valerius. Publicola primus in consu-

latu triumphavit 335. suspectus populo aedes suas demolitur 337.

Pudicitia vita carior 643. Puella cordata et formosa 144.

Puer in aërem sublatus B 45. Pueri 232 fugant Syros prophetae iussu 93.

Pueri nobilissimi et formosissimi castrantur 118.

Pueri IV regii Babylone captivi ib.

Puerilis providentiae specimen 54.

Puerilis disciplina usque ad annum 17 147.

Pueris arcana non temere credenda 316.

Puerorum II factidices inter se certantes 524.

Pugionum inquisitio 568.

Pugnae unius eventus belli augurium 410.

Cl. Pulcher Hannonem capit 397. Pulchro Marcellua Syracusas expugnandas committit 424.

Pulcheria Arcadii filia B 40. Pulcheria Chrysaphii et Eudociae impulsu aula pulsa revocatur B 44.

Pulcheriae commentum ad coarguendam Theodosii oscitantiam B 45.

Pulcheriae obitus B 49.

Pulex aliter ulciscendus quam leo 564.

Punici belli initia 382.

Punicum bellum primum quot annos duraverit 399.

Punicum bellum secundum Hannibale duce 406, quot annos duraverit 443.
Punicum bellum tertium 462.
Puplioratii 323.

Purpurae honos 56.

Pustulae 85.

In puteo occultatio 78.

Puteolanus pons 556. Pyramides et urbium moenia

Pyrenaei montes 406 409 436.
Pyrenaei montes 406 409 436.
Pyrrhi cruenta victoria 372.
naufragium 370. superbae
ad Laevinum litterae 371.
interitus 379.

Pyrrhus patriarcha Monothelita B 88.

Pyrrhus Romam oppugnare non audet 373. Siciliam diu non tenet 376. Tarenti pro domino se gerit 870.

Pyrrhus in Samnio denuo vincitur 378.

Pyrrhus Epirotarum rex a Tarentinis accersitus 372. a Romanis victus 376.

Pythagoras auspex 196.

Pythagoras Neronis maritus 569. Pythiae oraculum 422.

Pythiae oraculum 422. Pythia seu Soteropolis B 11.

Q.

Quadi miraculo victi a M. Antonino philosopho 595. Quadratus Syriae praetor 287. Quadra rex Persarum B 60, Quadraginta duo martyres B 152.

Quartana trium annorum 216. Quartum coniugium excommunicatione punitum B 178. Quaternio alarum IV orbis partes notat 127.

Quae nocent docent 112. Quaestorum institutio 337. Quercus inopinata ruina B 271. Qui crucifixus est pro nobis,

qui crucinxus est pro nobis, clausula seditionis causa B 56.

Quieta ingenia minus suspecta tyrannis 219.

Quintas frugum Aegyptii regi pendunt 31. Quintilii Vari clades in Ger-

mania 541. Quintilianus Claudii frater

metu perit 28. L. Quintius Cincinnatus dictator 346.

Quirinus ex Romulo 320. Quirites a Curibus 318.

R.

R. Calceorum litera 828. Raab 46. Raason Syrus Iudaeas urbes

subigit 108. Raedestini B 289.

Rachel simulacra patris furatur 26.

Rachelis mors 27.

Radix relicta instaurationis nota 123.

Raga Mediae 102.

Ragab 22.

Raguel, qui et Iothor 34. Raguelis consilium de crean-

dis magistratibus 37. Ragusium Basilii classe con-

Ragusium Basilii classe contra Agarenos defenditur B 169.

Rama 66.

Ranae immissae 35.

Rangabe Michael. V. Michael. Rangabes fit monachus B 129. Rangabes nimium facilis B 165.

Rangabis expeditio Bulgarica

B 126.

Rangabis benignitas ib.

Raphael Archangelus Tobiam in Mediam comitatur 143.

Raphidimia sitis Hebraeorum 36.

Rebecca Isaaco despondetur 23.

Rebeccae dolus 24.

Rebellio ex tributariis mancipia facit 110.

Recordatio veteris excellentiae dolorem afflictis auget 175.

Reemma urbs Syriae 94.

Regalis tractatio complectitur omnem magnificentiam 193.

A Rege alio concessa ab alio negantur 135.

Rege caeso victor exercitus fugae se mandat 220.

Regem in solio sedentem adire ultro, capitale 179.

Reges XXX ab Israelitis occisi 47.

Reges inunguntur 59.

Reges quicquid delirant, plectuntur Achivi 80.

Reges suis etiam filiis sunt contemtui 81.

Reges olim ingeniorum certamina usurparunt 85.

Reges III cum exercitibus uni seni fiunt supplices 97.

Reges consiliis suis detectis, ministros suspectos habent 100.

Reges divinitus deliguntur ad mulctandos improbos 103.

Reges de successoribus soliciti 119.

Reges imposturis aulicorum et importunitati obnoxii 124.

Reges etiam multa inviti faciunt et ignari 124.

Reges sordido suorum cultu offenduntur 149.

Reges facile succensent, metuunt, suspicantur 156.

Reges a sycophantis impelluntur ad iniuriam 179.

Regia stirps aegre superiorem patitur 116,

Regia in primis occupata 164. Regi quomodocunque manus attulisse capitale 70.

Regia in regni medio collocanda 194.

Regi non tutum increpare potentes ministros 72.

Regiam lugubri habitu ingredi nefas 179.

Regibus interitum praedicere periculosum 123. Regi triumphus ducis opera

partus reservatur 75. Regi et divinitus et a populo

delecto adhaerendum 77. Regi summa rerum magis cu-

randa quam corpus 157. Regi ex manubiis oblata mu-

nera ib.
Regi nubere, cuius genus ignoretur, estne credendum 179.

Regi primo conscendere hostilia moenia periculosum 194. Regii iuvenes rem pecuariam curant 75.

Regii expugnatio 380.

Regina plebeio cultu prophetam consulit 88.

Regina procerum uxores convivio excipit 178.

Regina alteri ancillae innititur, altera vestem allevante 179.

Regio ipsa peregrinam religionem aversata 110.

Regio sine munitionibus statim potentiori praedae est 150.

Regis cognatum vocari honos eximius 173.

Regis potentia ib.

Regis victoris obitu turbantur regna 185.

Regis esse medicum res plena periculi 186 419.

Regis exemplum proceres et populus sequentur 102 103.

Regis filia pontifici nupta 104. Regna turbata hostium insidiis opportuna 85.

Regni affectati principia, arma, satellites, conciliatio multitudinis 77.

Regni ordinatio 165.

Regni triens promissus coniectori 123.

Regni aemuli tollendi 283. Regni optio aut pecuniae 314.

Regni praestantia 322. Regni amor Caesari perni-

ciosus 490. Regni nomen quam servitus

Romanis molestius 534. Regno Christi fruentur qui

se illo dignos praebuerunt 120.

Regnorum et urbium excidia quid significent 110.

Regnum privato praedicere insaniae simile est 103.

Regnum solicitudine plenum 119.

Regnum magnos sumtus postulat B 239.

Regnum Romuli et Tatii initio divisum 318.

Regnum pupillo restitutum 403.

Regnum divinitus firmandum 434.

Ferro et auro muniendum 636. M. Regulus in Africa bellum gerit 290. successibus elatus capitur a Xanthippo 391.

M. Regulus ob dissuasam redditionem captivorum crudeliter necatur 394.

Regulus ab Insubribus caesus

Regum poenitet populum 59. Regum duo munera ib.

Regum iniustorum successio regni eversionem antecedit 108.

Regum arcana celanda 146. Regum iniuriae causae defectionis 154.

Regum Orientalium immodicae pollicitationes ob levia officia 173.

Regum imperia nolenti volenti exsequenda 181.

Regum tituli cum eorum actionibus non semper consentiunt 198.

Regum bella dirimuntur affinitatibus 201.

Regum infida Iudaeis societas 215.

Remi caedes 316.

Remus sive Romus capitur 315.

Religio in colonias propagatur 110. ob scelera sacerdotum contemnitur 182. sub Ieroboamo neglecta 89. sub tyrannis obsolescit 109. Religio uxorum et liberorum caritati anteposita 175.

Religione populo nihil esse debet antiquius 109.

Religioni ex animo vacandum 323.

Religionis praetextu regnum affectatur 77.

Religionis controversia ex miraculo diiudicata 92.

Religionis consensus obedientiae vinculum 87.

Religionis violatio servitutis auctoramentum 88.

Religionis cura facile exolescit 105.

Religionis simulatione raptae virgines 317.

Remus. V. Romus.

Rerum humanarum contemtio regno par 185.

Res accuratae in primis explorandae 101.

Res humanae rotis curruum comparantur B 170.

Res scelere quaesita exitium familiae accersit 93.

Reticulo madido suffocatus Damasci rex 102.

Rex primus Israelitarum forma et proceritate commendatus 59.

Rex unctus domini 70.

Rex pius erga deum et iustus erga subditos 107.

Rex impius victor, deo populi miserto ib.

Rex adolescens, iuris et aequi atque omnis officii contemtor 114.

Rex pro salute civitatis se hosti dedit ib.

Rex in rebus dubiis suos ministros colere necesse habet 115.

Rex in fuga a ducibus et amicis destitutus ib. Rex facilis et ad errata humana connivere solitus 158. Rex custos felicitatis 165.

Rex convivio proceses excipit 173.

Rex satrapas convivio excipit 178.

Rex bono pastori comparatur 185.

Rhapsaces oppugnat Hierosolyma 110.

Rhapsommati defectio B 298. Rhegium 437.

Rheni pons factus a Caesare 481 482.

Rhodani praepositi supplicium B 31.

Rhodani transitus 409.

Rhodii Romanorum amici 444. item socii 461.

Rhodii a Cassio victi 505. Rhodiorum erga Romanos in-

solentia 458.

Rhodope 403.
Rhodus ab Agarenis capta B
88.

Riphathaei Paphlagones 21. Roboam mitigationem poenae impetrat 89.

Roboamus asperitate alienat populum 86.

Roberti Franci victoria et clades B 222.

Rogando cogit qui rogat potentior 93.

Roma praelata Constantinopoli B 8. Romae et Romanorum origo 9.

Roma gallina Honorio imperatori urbe carior B 40.

Roma a Romulo 318.

Roma annuo spatio instaurata 368.

Roma lateritia marmorea facta 544.

Romae natalis 316.

Romae deserendae consilium 358.

Romana privatorum classis feliciter oppugnat Carthaginenses 397.

Romana seditio 512.

Romanae historiae summa 313. Romanae naves pecuniis ple-

nae captae 393. Romanae reipublicae morbus 482.

Romani fiunt Agarenis tributarii B 88.

Romani Bulgaris fiunt tributarii B 92,

Romani imperii pedes partim ferrei, partim testacei 119. Romani imperii vires tempore exoleverunt 120.

Romani sub Rangabe caeduntur a Bulgaris B 128.

Romani pueri interitus B 198. Romani Epiphani Antiocho Aegypto interdicunt 204.

Romani Argyropyli uxor dolo monacha fieri cogitur B 230. Romani Argyropyli benignitas ib.

Romani Argyropyli expeditio Orientalis B 231.

Romani Argyropyli interitus B 234.

Romani ab Agarenis et Pazinacis infestantur B 232.

Romani 80 senes a Gallis caesi 356.

Romani a Sampitibus sub iugum missi 364.

Romani bellum decernunt adversus reginam Sardiaeorum 402.

Romani a Corinthiis honorati 403. Isthmia concelebrant et cum Atheniensibus amicitiam iungunt ib.

Romani bellum inferunt Carthaginensibus 405. Romani qui Hannibali fidem fregerant notati a censoribus 420.

Romani Italiam recipiunt 428. Romani Antiochum timent 450. Romani cum Perseo parum feliciter pugnant 457.

Romani Graecos a Crasso venditos aegre ferunt ib.

Romani Carthaginensibus fraude spoliatis bellum inferunt 463.

Romani Christum in deorum numero non admittunt 552. Romani multas manus habent 560.

Romani tutores Antiochi pueri 462.

Romani populi lamentatio de bellis intestinis 607.

Romani aliquot episcopi ignorantur a Zonara 647.

Romano concilio damnantur Monothelitae B 87.

Romano concilio damnati Cathari 627.

Romanorum IV monarchia 119. Romanorum monarchia saevissima bestia 127.

Romanorum et Iudaeorum foedus renovatur 213.

Romanorum ortus 314.

Romanorum contra Pyrrhum apparatus 371.

Romanorum cruenta de Iudaeis victoria 590.

Romanorum magniloquentia ad Pyrrhum 376.

Romanorum causae contra Carthaginenses 382.

Romanorum transitus in Graeciam 402.

Romanorum post cladem Cannensem apparatus 420.

Romanorum multae clades eodem tempore 423.

Romanorum clades ad Capuam

Romanorum legati Graeciam firmant contra Antiochum 450.

Romanorum de Scipione Aemiliano opinio 467.

Romanorum 3020000 censa sub Pompeio 490.

Romanis mutatio ducum pe-

riculosa 398. Romanos classium poenitet

393. Romanus Lacapenus periurium beneficentia redimere conatur B 191. eiusdem con-

demnatio B 186. Romanus Lacapenus ib. Cae-

sar et imperator designatur B 187.

Romanus cum filiis regno pulsus relegatur B 192.

Romanus Curcuas B 199. Romanus Bulgarus ib.

Romanus Bulgarus eunnchus B 220.

Romanus Scleri filius B 221. Romanus Bulgarus Samnelis filius B 224.

Romanus Argyropylus imperator designatur 229.

Romanus Gabriel Bulgarus B 226.

Romanus Argyropylus ab Agarenis profligatur B 231.

Romanus acerbus quaestor et ineptus aedificator ib.

Romanus Sclerus B 250.

Romanus Argyropylus effoetus ex anu prolem suscipere studet B 233.

Romanum imperium in gynaeceum devolutum B 247.

Rompertus sive Robertus Longobardiae dux B 289.

Romuli respublica 317.

Romuli indoles 316. Fastus

Romulus 18 annos natus urbem condit 317.

Romulus patribus invisus evanescit 320.

Romulus in deorum numerum rclatus 320 321.

Romum Graeci pro Remo dicunt 315.

Romus 9 314.

Rossi Tauroscythae B 85 et

Rossi Theophili opera Christiani fiunt B 173.

Rossi Bulgariam occupant B

Rossica classis a Monomacho profligata B 255.

Rossicae classis 15000 navium interitus B 191.

Rossorum expeditio B 162. Rossus urbs B 201.

Roxane Alexandro nubit 191. Roxane Alexandri commen-

tum immortalitatis impedit 197.

Roxane Herodis et Phaedrae f.

Ruben saluti Iosephi consultum vult 28.

Rubus ardens 34.

Rubus cedri affinitatem ambiens conculcatur a feris 107. Rufinus stratagemate Crotone et Locris potitur 377.

Rufinus a Censoribus in ordinem coactus 379.

Rufus Sabino fert opem 262. Rufus Annius 267.

Rufus magister equitum 415. Rufus Eleazarum Machaeruntium capit 309.

Rufus cum Galba se coniungit 572.

Ruselius B 282.

Ruselius a Turcis capitur B 288.

Ruselius in carcerem coniicitur ib.

Ruselius carcere eductus contra Bryennium mittitur 230. defectio B 287. fuga repentina B 283. mors B 293.

Rusticius B 51.

Ruta Machaeruntia 308.

Rutha Boozo nubit 55 56. Rutuli 313.

Rutuli Samnitis ossa disiecta 364.

S.

Saba Meroë 34. Sabbatius Agarenis Armeniam tradit B 93.

Sabbatum Iudaeorum caedi opportunum, ob salutem violatum 205.

Sabbatii et Georgii coniuratio vindicata B 168.

Sabelliana haeresis 629. Sabeae seditio contra Davidem 78.

Sabeus pontifex Babylonem translatus 116.

Sabina pax 338.

Sabina a Nerone occiditur 569. Sabinae bellum maritorum et patrum dirimunt 318.

Sabinarum raptus 317.

Sabini Lacedaemoniorum coloni *ib*.

Sabini interitus et canis 550

Sabinum et Aeguum bellum

Sabinorum clades 326 337. Sabinus bovem Romam adducens Dianae sacrificandum 328.

Sabinus praetor ab Iudaeis obsidetur 261.

Sabinus Syrus Antoniam occupat 298.

Sabus Arabiae rex 534. Sacarum ad Cyprum defectio

Saccus luctus signum 28. Saccus in luctu 93.

Saccundionis Monasterium B 119.

Sacer loculus B 51.

Sacellarius B 93.

Sacerdotes 305. Saulis iussu interfecti 67.

Sacerdotes ob religionem sacrosancti 68.

Sacerdotes cantu et ceremoniis hostes in mutuam caedem impellunt 96.

Sacerdotes immunes 125.

Sacerdotis Aegyptii oraculum de puero Hebraeo 267.

Sacerdotes Stratiotico pro imperio promittunt regnum aeternum B 268.

Sacerdotes sero petita venia occiduntur 304.

Sacerdotes idolorum ignominiosi 92.

Sacerdotes integris membris esse decet 230.

Sacerdotia venalia 136.

Sacerdotii ex Ithamaria familia in Phineem transitus 83. Sacerdotiorum caupones 88.

Sacra vasa mutuo sumit Heraclius B 84.

Sacra lustralia ante pugnam 506.

Sacri 341.

Sacrosancti tribuni ib. Sacrificia cum epulis 84. Sacerdotes seditionem com-

posituri percunt B 62. Sacrificulorum seditio 289. Sacrificiis placatus deus 112. Sacrilegium causa cladis 47. Sadducaei Epicureis similes 218.

Sadducaeorum secta 266. Pha-

risaeus 126. sacerdos 215. pontifex 83.

Saet Apochaps B 197.

Sagittae viris fortibus funestae\_112.

Sagittarum numerus victoriarum omen 105.

Sagittare et iaculari ante prandium 147.

Sagunti excidium 406 407.

Saguntum civibus restitutum 428.

Sanguis ex ara Iovis 360. Sal medetur aquae 97.

Sala Eberi pater 22.

Salampso Herodis filia 272. Salapia (Selpia) Romanis tradita 429 432.

Sallustii praefecti praetorii moderatio B 29.

Salmanasar Samariam capit 17 110.

Saloma Diocletiani patria 642. Salome quae et Alexandra,

Aristobuli uxor 219. Salome Antipatri filia 226.

Salome ab Herode regia pellitur 248.

Salome Herodis et Elpidis filia 254.

Salome Herodis soror, turbarum auctor 237. Salome Antipatro et Pherorae

Salome Antipatro et Pherorae insidiatur 254.

Salome non pacifica, sed bellona ib.

Salome Iamnea Azoto et Phazaelide potitur 260.

Salomes Ascalonis regia et 60 talenta reditus 264.

Salomon rex dediaratur 62. Salomon levi de causa fratrem

Adoniam caedit 83. Salomonis@egnum ingum servitutis 86.

Salomonis nativitas 75, coniugium 83. structurae ib. zonaras vi. somnium, iudicium 6b. dedicatio templi 84. alterum somnium 1b. aedificia 85. aenigmatum solutio 1b. 700 uxores 800 concubinae 1b. obitus 86.

Salomonis sepulcrum corruit 591.

Salathil Iudaeae instaurator 175.

Salus publica privatae incolumitati praeferenda 179. M. Salvius Otho. Vide Otho. Samseas propheta Roboamum a bello deterret 87.

Samaeas ab Herode honoratur 284.

Samaria conditur 90.

Samaria triennio expugnata 110.

Samaria deleta ab Hyrcano

Samariae obsidio et fames 100. Samariam capit Salmanasar eoque coloniam deducit 7. Samaritanae et Harodis liberi

Samaritani ab Hebraeis Chutei appellantur 110.

Samaritani templi instaurationem impediunt 175.

Samaritani ab Alexandro re-

Samaritanorum et Hierosolymitanorum de templi auctoritate dissensio 199.

Samaritanorum et Iudaeorum inimicitiae 286.

Samnites vicissim sub iugum missi 365.

Sampites una cum Gallis profligati 367.

Samniticum bellum 364 377. Samnitici montes 414.

Samnium ib.

Samonae fuga B 180.

Samonas Agarenus spado B 178.

Samonas ob famosum libellum regia pellitur B 181 182. Samosata ab Antonio obsessa

**22**8.

Samosatenus concilio damnatus 635.

Samson X et ultimus Hebraeorum iudex 55.

Samsonis nativitas, coniugium res gestae interitus 51.

Samuel clades Elio imminentes divinitus edocetur 56. Samuel Deoptatus ib.

Samuel Israelitis recuperandae libertatis fit auctor 58.

Samuel senio confectus filiis mandat gubernationem 59. Samuel invitus imperio excidit ib.

ait *io.* amnel é

Samuel cum populo expostulat 60.

Samuelis manes eliciuntur 65. Samuelis obitus 67.

Samuel Bulgarus B 220. Samuelis Bulgari interitus B 226.

Sancti titulus sublatus a Copronymo B 111.

Sanctis bellum inferendum 128.

Sanctitas, modestia, clementia Cyri celebratur 158. Sanctorum XL templum B 76.

Sanctorum reliquiae crematae a Copronymo B 110. Sanctus sanctorum ungendus

134. Sangarii pons B 64. Sanguis anima brutorum 16. Santabasani noone B 177

Santabareni poena B 177. Sapientia cupiditatibus vincitur 35.

Sapientiae amorem probat deus 88.

Sapores rex Persarum B 12. Sapores Nisibin frustra oppugnat B 15.

Sapores Orientem vastat B 16. Sapores Amidam capit B 20. Sapores pontem ex captivorum cadaveribus struit 619.

Sapores rex Persarum maximi corporis 625, eius crudelitas 630.

Saporis ad Constantium legatio B 20.

Sara Raguelis filia #3.
Sara Tobiae despondetur 145.
Sarae obitus 23.

Saraceni Persarum regnum everterunt B 221

Saracenorum discordia B 255. Sarbari ad Heraclium defectio B 85. ab Heraclio B 84.

Sardes Asianarum urbium post Babylonem opulentissima 162.

Sardiaeorum rex Ogron 402. Sardium expugnatio ib. Sardianus Hierosolymitanus

episcopus 631.
Sardica B 178.
Sardicae dux B 276.
Sardinia 387 441.
Sardinia recepta 401.
Sardiniae motus 422 423.
Sardorum defectio 408. recu-

peratio 416. Sarephtana vidua 90. Sarra 22.

Sarmatae a Caro subacti 639. Sarus fluvius B 201.

Satellites impii regiis parount sacerdotibus 67.

Satisfactio divinitus imperata 79.

Satrapae ad gentes subactas a Cyro missi 168.

Satrapae iniussu regis nihil novare ausi 175.

Satrapam non mitti species quaedam libertatis 168.

Satum semimodius 101.

Saturninus Antiochenus haereticus 592. Probi insidiator 638.

Saul dum asinas quaerit, regnum invenit 59.

Saul ab aliis honoratur, ab aliis contemnitur 59.

Saul ob violatam religionem improbatur 60.

Saul amalo genio cruciatur 68.

Saul periurus 65. Saul Davidi invidet atque in-

sidiatur ib.

Saul nunquid et ipse inter prophetas? 66.

Saul a persequendo Davide seu regni vastatione revocatur 67.

Saul fatetur se Davidi facere iniuriam ib.

Saul Engastrimythum consulit 69.

Sauli ob violatum dei mandatum divinitus regnum abrogatur 62.

Saulem hostes urgent desertum a deo 69.

Saulis execratio 62. illustres victoriae ib. liberi ib. 'proceritas 59.

Saulis cum tribus filiis interitus 70.

Sauliae familiae septem viri dant poenas facinoris a Saule perpetrati 79.

Sauliorum cadavera cremantur, ossa sepeliuntur 70. Savus fluvius 581.

Saxa 25 pedes longa, 8 alta, 12 lata 244.

Scaevola. V. Mutius. Scaurus 223.

Sceleratorum poenae trans-

eunt in eos qui illis pepercerunt 94.

Sceleribus incerta et mala praemia proposita 72.

L. Scipio Sardiniam et Corsicam invadit 887.

Cn. Scipio Insubres oppugnat 404.

Cn. Scipio consul 488.

C. Scipio in Hispaniam mittitur 411. eius res gestae in Hispaniis 412.

P. Scipio in Hispaniam missus 409 428. Scipionis expeditio Africana 480. Scipio fatidicus 481. Hasdrubalem castris exuit ib. Scipio ex Hispaniis revecatur 486. Scipio Punicae calliditatis aemulator 489. rem in Africa gerit ib. Scipio a filio defensus 411. ambiguis verbis Hannibalem eludit 442. Africanus dictus 448.

Scipio Nasica 462. Carthaginensibus aequus 469, contra Andriscum mittitur 466. Italiam custodit 450.

P. Scipio Aemilianus cos, Carthaginem evertit 467. Masinissae regnum dividit 465. Scipio cos. Carbonis studio-

sus 473.

Scipio in Macedonia 486.

Scipio Metellus Pompeii socer ib.

Scipiones P. et L. contra Antiochum missi 452.

Scipiones rebus hene gestis mulctantur et exulant 454.

L. Scipionis et Hannibalis conflictus 410. in Bastitaniam missus 481.

Scipionis in Hispaniis nautica victoria 416.

Cn. Scipionis filia publice elocata 424. P. Scipionis navigatio ad Syphacem 434. simulatio contra seditiosos milites 485. P. Scipionis filius ab Antiocho honorifice habitus 458.

Scipionum abstinentia 423.

Sciplonum in Hispania clades atque interitus 417 425. Scirtus fluvius B 60.

Sclavoni B 74.

Sclavicae gentes a Rhinotmeto subactae B 92.

Scieraena Monomachi amica B 248.

Scomma in Nicephorum B 207. Scopia B 225.

Scopus 298.

Scribonius Proclus a senatu tyranni metu discerptus 558. L. Scribonius Libo S. Pompeii et Augusti socer 646. Scriptura duntaxet nituatur

Sadducaei 218.

Scrthae Magogae 21. Scythae Septentrionales 126. Soythae Europam atque Italiam pervagantur **628**. Istrum transgressi Romanas provincias vastant 629. Scythae a Clandio victi 636. Athenas oppugnant ib.

Scytharum in Thraciam irruptio et interit**us** B **34.** Scythae profligati a Tacito

637.

Scythopolis, olim Metheram 70.

Sebastenorum petulantia 282. Sebastus portus 257.

Secessio populi 340.

Sectio lapidis absque manibus 121.

Securi subitis motibus opprimuntur 212.

Securis ex Iordane emergit 100.

Securitas perniciosa 164.

Sedeciae ad Aegypties defectie 114.

Sedecias XXI rex Hieroselymorum ib.

Sedecias caecatus Babylonem perducitur 115.

Sedecias pseudepropheta Micheam verberat 94.

Seditio spem regni recuperandi affert 77.

Seditio compressa populi concordia diremta B 62.

Seditiosorum ad Constantinum ducam poena B 184.

Seditio nexorum ob ass slienum 339.

Seditio Posthumiana 351.

Seditio et sius sopitae conditiones 362.

Seditio inter milites et populum 618.

Seditio militum contra Augustum 518. contra Scipionem 431.

Seditio absente Augusto 535. Seditio contra Didium Iulianum 603.

Seditionis repetitae poena capitalis 82.

Seditiosi plerumque dant poenas 79.

Seditiesi clam occisi 346. Seditiosis celeritas prodest 103.

Sedrach pro Anania 118. Segesta capta a Romanis 385.

ab iisdem defensa 387. Scianus Liviac adulter, Drusi

veneficus 349.

Seianus cum liberis interfectus 551. Sela Lamechi uxor 7 18.

Seleucus Syria petitur 127. Seleucus Antiochi filius 453. patri succedit 455.

Selinus Traianopolis 587. Sella aurea 479.

Sella imperatoria sedere 606. Selomi ab Iesu collocatur tabernaculum 47.

Seltes Pazinaca B 270. Selumus Oldae maritus 112. Selumus tyrannus 108.

Selvbrianus murus B 58. Semeis importunitas 77. in-

teritus ib. Semeis veniam impetrat 78.

Semi coloniae 22.

Sempronii Longi clades 412. C. Sempronius in Africa rem **ge**rit 393.

Sempronius Longus in Siciliam missus 409.

Sempronius Gracchus cum Liguribus pugnat 400.

Tiberius Sempronius Gracchus magister equitum 420.

P. Sempronius 436. Semus Nose filius 18.

Sens urbs 432.

Senatorem animi constantia decet 120.

Senatores centum 317.

Senatoria dignitas perpetua 850.

Senatus 317.

Senatus ab imperatore munera accipere solitus B 202. Senatus sub rege parva au-

ctoritas 320. Senatusconsulto mulcta sub-

lata 515. A Senatu populoque salutari 603.

Senstus insidiose Augustum tractat 634.

Seneca Domitii praeceptor **56**5. praefectus praetorio 568.

Senectus delira praecocem sapientiam sequitur 94.

Senex morti vicinus 146. Senex expectatione mortis factus audacior 481.

Senes fovendi a puellis 82. Sennaar campus 20.

Sennacheribi interitus 111. Sennacheribi literae blasphemae in templo repositae ib.

Sennacheribus perfide oppugnat Hierosolyma 110.

Sennacheribus iusiurandum fraudulenter eludit ib.

Sennacheribus a suis filiis occisus 142.

Sennacheribus Enamasaris filins 142.

Sentire et loqui eadem 154, Senum consilia moderata 86. Seon 43.

Sepelire mortuos pium munus habitum 142.

Sephora Mosis uxor 34.

Septimius Pompeii percussor

Septuaginta interpretes utrum una, an seorsim sacra converterint ambigitur 201.

Sepukra Iudaeorum niosa 82.

Sepultura honorifica, temuneratio regia 72.

Sepultura post solis occasum 143.

Serapio Antiochenus episcopus 601.

Serapioni lapso divinitus data venia 627.

Serapis captivum in Alexandri solio collocat 197.

Serbia B 225.

Sergiana seditio in Sicilia B

Sericum in Europa factum B 19.

Seriphes B 257.

Sermonis inconstantia conscientiam arguit 316.

Serpens draco intelligens 17. Serpens convivium turbat 333. Serpens 120 pedes longus 391. Serra urbs B 220.

Sertorii in Hispania factio 474, interitus ib.

Seruch 22.

Servi de salute domini sui soliciti 94. Servi Capitolium occupant

838.

Servi B 248.

Servi Ulsiniorum 381.

Servi neglecti a dominis manumissi 564.

Servii sive Crabati B 288.

Servii caedes 329 830. Servis omnes bellorum clades

imminent 151. Servilia capta a Bruto occisa

Servilis fides in proscriptione 502.

Servilii de Pompeio testimonium 474.

C. Servilius Sp. Melii interfector 851.

Servilius Caepio in Africa bellum gerit 393.

Servilius Geminus consul 412. classe Poenos infestat 416. C. Servilius consul 438.

M. Servilius Italiam custodit

Servitus inclemens iusta odii causa 151.

Servius Tullius VI rex Romanorum 327.

Servius plebem facit suam 328. Servius Oppius decemvir 347. Servorum coniuratio oppressa

Servus ultra dominum evehendus vindicta numinis 85. Servus domini interfector 105. Servus insidiarum Caesari paratarum index 491. Sethus Ademi filips 18

Sethus Adami filius 18.

Severa B 30.

Severiana persecutio Christianorum 610.

Severiani ab Agapeto et Mena damnantur B 67.

Severianus ab Adriano occisus 591.

Severiani dirae contra Adrianum ib.

Severi Antiocheni caedes B 59. Severi Parthica victoria 607. praesagia de imperio 605. satellites ib.

Severi imperium vindicta Pertinacis inanes pollicitationes 605.

Severi curiositas 608. expeditio Britannica 609. expeditiones in Orientem ex ambitione 606.

Severi paraenesis ad filios: concordes estote, milites ditate, caeteros non negligite 610.

Severi vitae ratio in pace ib. Severi obitus in Britanniis ib. Severitate contemtus reprimitur 202.

Severus Pertinaci defuncto honorem praebet 606.

Severus ad Antoninum filium insidiatorem 610.

Severus Albinium decipit, Pescennium Nigrum antevertit 608. in somnis terret Caracallam 614.

Severus Stilianus imperator 625.

Sextilis in Augustum mutatus 588.

Sextus 830.

Sextus Bosotius philosophus 595.

8. Papinius insidiator Caligulae 557.

Siba servus Memphibosthis 78. Sibae in herum Memphibosthem calumniae 77.

Silentium 244.

Sibvliae oracula 417. Sicarii grassantur Hierosolymis 289. L. Sicci caedes 347. Sicelag incenditur 69. Sicilia proditur Agarenis B 140. Sicilia domita a Manisce B Sicilia amissa Stephani culpa Sicilia Carbonis receptaculum a Pompeio recepta 473. in provinciae formam redacta 399. palaestra Carthaginensium et Romanorum 382. Siciliae motus 422 423. Sicimitae Sidonii 198. Sicimitarum caedes 27. Sicimorum excidium 52. Cn. Sicinius cos, contra Perseum mittitur 457. Siclus 39. Sida metropolis B 287. Sidon urbs 21. Sidonii Sicimitae 198. Sidonii ab Augusto domiti 536. Sigillum Leonis utero impressum 183. Sigma locus B 287 et 245. Signa cum fatis et eventibus consentiunt 105. Signa testamenti recognita 5<del>44</del>. Signis confirmatur Sauli regnum 59. Signum reipublicae in sinu pueria Saturno positum 520. Silae Agrippae magistri equitum infelix licentia 280 281. M. Silani soceri Caligulae interitus 554. Silanus 431. a Claudio occisus 565. Silentiarius B 54. Silentium B 182.

C. Silius Messalinae adulter Silius Messala 605. Silo Herodis auxiliator 231. Silo Ventidii legatus 514. Silvae agitatio pugnae auspicium 78. Silvester Constantinum curat et Christianum facit B 4. Simon iustus pontifex 200. Simon Ionathae fratri succedit 215. Simon victo Cendebaeo Ptolemaei insidiis occiditur 215. Simon ob filiam pontifex creatur 242. Simon Boethi f. pontificatu pellitur 256. Simon servus Herodis rex appellatus occiditur 262. Simon Essaeus Archelai somnium interpretatur 264. Simon Canuti f. pontifex 267. Simon Cantherus pontifex 279. Simon calumniator Agrippae Simon extra urbem Iudaeis formidabilis 293. Simonis fortunatum imperium 215. Simulatione aliquando elicitur veritas 83. Simulatione explorantur animi 103. Simultatis simulatio non dissimulata 254. Sina mons 34. Ad Sinam montem castra Hebraeorum 38. Sion fons 55. Sirichana crux B 179. Sirmium B 20 227. Siroes Chosroe patre et fratribus caesis pacem facit cum Heraclio B 85. Sisaras ab Iahele occiditur51.

Sisimius B 41. Sisimnancius B 107. Siti aut fame domare hostem

quam armis praestat 189. Smerdissive Tanaoxares Cambysis frater 170.

Smerdis magus 171.

Soba rex Aegypti Israelitis opem fert 110.

Sobacus 74.

Societas impiorum periculosa 96 111.

Societatis petendae causae, aut praetextus 149.

Socii fidissimi qui 77. Socii non iussi, sed consulti

156.

Soemi caedes 240.

Sol per XVII dies non splendet B 120.

Solis cursus inhibitus 47. Solis regressio 111.

Solicitudo de hominibus in rege admirabilior est quam

liberalitas 165. Solum cum sola esse periculosum 75.

Solyma vetustissima urbs 22. Somni expers etiam corporis

expers 122. Somnia pistoris et pincernae ab Iosepho declarata 25.

Somnia Ålexandri et Ioadi 97 98.

Somnia de imperiis ad reges pertinent 119.

Somnia conditioni hominis accommodata 123.

Somniis divinitus aliquando adimitur 180.

Somnia de Alexandro magno 183.

Somnia duo Alexandri de Tyro

Quid somniarit aliquis a Chaldaeis exponi potnisse probabile est 118. Somnii cum expositione oblivio ib.

Somniorum numeri 29.

Somniorum consensus cum eventu movet animos 198. Somnium ambiguum frater-

nae caedis causa 169. Somnium de flagello impera-

Somnium de flagello imperatorio B 217.

Somnium de Izate 282.

Somnus mortis frater 141. Sonte eiecto sedatur tempe-

stas 107. Sontes etism insontibus ex-

itio sunt 175.

Sophiae benignitas B 70. Sophius portus ib.

Sophonis 486 487 440. Sophronii synodus provincia-

lis B 86. Sers: Ionam sentem esse de-

signat 107. Sorte indagatus nocens 19 41.

Sorte investigatus nocens 47. Sorte Saul rex declaratur 59. Sorte distributa in acie loca 160:

Sessius Herodis auxiliator 263. Soteropolis seu Pythia B 11. Sozopetra patria Amermumnis B 151.

Spartanorum et Iudaeorum foedus 213.

Spasinum vallum 282.

Specula ignifera B 6. Speculator 293.

Speculatorum magnus in bellis usus 160.

Speluncae καταφύγια B 307. Sperchius fluvius B 224.

Sperandum est vivis, spes non est ulla sepultis 75.

Spes et metus inter se certant 124.

Sphendosthlabus impetratis a Zimisce induciis a Pazinacis occiditur B 215. Sphendosthlabus Ioannes Bulgarus B 220.

Sphendosthlabus Rossus 206. Spica annum significat 17 36 165.

De spiritu sancto quando disputatum B 10.

Spiritus domini vates facit 60. Spiritus divinus a Saule in Davidem transit 63.

Spiritus ab alio in alium translaticius 97.

Spiritus domini raptos in montes delicere putatur 97. Spiritus dei sanctus in quo

habitat multa potest 122.

Spoletium 418.

Spolia dedicata deo 142:

Stare in parte reliquias imperii significat 126. Statira Darii f. nubit Ale-

xandro 195. Statua Nabuchodonosoris 119

Statua Nabuchodonosoris 119 122.

Statua truncata homini perniciosa B 190:

Stauracii vulnus et monachatus B 125 126.

Stauracii monasterium B 126, Stauracius Nicephori f. patricius B 122.

Stellae fratres significant 28. Stellae pro pictatis studiosis: 131.

Stephani monachi interitusi
483 B 111.

Stephani Lacapeni ebitus B 199.

Stephanus eunuchus Iustiniano causa odii B 93.

Stephanus imperatoris affinis, Siciliam amittit 238. Stilico socer Honorii B 40.

Stipe collaticia refectum templum 113.

Stolae Medicae distributae a Cyro 166.

Straboromanus B 291.

Stratioticus Michael imperator designatur 54 B 262.

Straticticus in togatos liberalis, in sagatos asper B 263.

Stratioticus dum se Comneno fucum facturum putat, imperio excidit B 276.

Stratonis turris Caesarea maritima 219.

Strepitu bellici apparatus Syri profligati 102.

Studia tranquilliorem reddunt animum 5.

Studii monasterium B 122.

Stultitia summa quae 85. Styppiotes ab Agarenis profligator B 169.

Sua tueri quam hostem persequi magis necessarium 67. Suba 62.

Successio eiusdem familiae 21 regum 115

Successore novo pellituromnis amor 179.

Sucro 434.

Sufflatio septena mortuo adhibita 99.

Sulpicius Achaiam vastat 432 436. V. Galba.

Sultan Turcarum dux B 256. Sultani grassationes B 260.

Sultanus Agarenus Francis dolo Capua et Benevento pulsis liberatur B 299.

Sultanus Capuam et Beneventum frustra obsidet ib. Summa sapientia cum summa

stultitia coniuncta 85. Superbia regnum decere creditur 86.

Superbiam deus impunitam non sinit 123.

Superstitionem pii ferre non possunt 90.

Supplicem occidere crudele facinus 116.

Supplicibus parcere regium

Supplicium XIV dierum 126. Sunamitidis f. resuscitatus ab Elisaeo 99.

Susa metropolis Persarum 130. Susa verna regia Persicorum regum 168.

Susacus Aegyptius Hierosolyma diripit 89.

Susorum opulentia 190. Sychem 26.

Sycophantici vulneris cicatrix remanet 78.

Fl. Sylva Iudaeae procurator 311.

Sylvani defectio et caedes B 20. Sylvester bovem mortuum, Christo invocato, in vitam revocat B 6.

Symbatius patricius B 167, ubi alii libri Σαββάτιος: v. annot. vol. 4 p. CXIII.

Symbola inter maritum et uxorem 158.

Symeonis et Levis dolus contra Sicimitas 28.

Symeon 25.

Symeon Bulgarus Romanis victis nasos praecidit B 177. Symeon Bulgarus Constantinopolim venit B 184.

Symeon Bulgarus cum Romano pacem non facit B 189. statua quadam truncata occiditur B 190.

Symeonia tribus Cananaeos caedit 48.

Symeonis Bulgari perfidia B 177.

Symmachus papa B 55. Synadus eclipsin lunae firabiliter declarat B 181. Synchyticorum secta B 55.

Synodicus tomus B 111. Syntacteria oratio Gregorii

Nazianzeni B 37.

Syphax 434 436 437 438 439. Syracusae captae a Marcello

Syria iudicibus Iudaeis subiecta 175.

Syria turbata 227.

Syriae fluvii Iordane praestantiores 99.

Syriae rex Elisaeo et Ioramo insidiatur 100.

Syriae tria castella occupata a Cyro 256.

Syri Aramaei 22.

Syri deditionem Davidi faciunt 74.

Syri Samariam obsident 93. Syri ab Elisaeo in medios hostes perducuntur 100.

Syri diversi ab Assyriis 149. Syri Iudaica instituta amplectuntur 216.

Т.

Tabernaculi structura 39. Tabulae 347. XII tabulae ib. Tacitus imperator 637. eius caedes ib.

Talenta argenti 300, auri 30, tributum Hierosolymorum

Talenta 40000 Susis reperta

Talenta 10000 aeris alieni pro militibus dissoluta 195.

Talenta dena et vicena regi natalitium munus 204.

Tamnis Zambris aemulus 90. Tanaoxares Cyri f. 168.

Tangrolipix Mucaletus Turca Saracenicum imperium evertit B 256.

Tangrolipix Sultan appellatus B 256.

Taras cognomentum Caracallae 614.

Tarasius patriarcha B 116. D. Tarasii apparitio B 134. Tarchaniatae fuga B 283.
Tarenti expugnatio 379.
Tarentina seditio ib.
Tarentini pacem impetrant ib.
Tarentinorum adolescentium iocus ib.

Tarentinum bellum 368.
Tarentinum deficit 425 427. receptum a Romanis 430.
Taronites Michael B 297.

Tarpeia Capitolii proditrix 317.

Tarquinia urbs 325.

L. Tarquinius unde vocatus 325. eius maiestas 326. praeclari mores *ib.* caedes 9 327. Tarquinii Superbi crudelitas et tyrannidis confirmatio

380. Tarquinio Collatino consula-

tus abrogatur 334. L. Tarquinius V rex Romanorum 326. Anci filiis regnum eripit ib.

Tarquinius Superbus VII et ultimus rex Romanorum 330. Tarquinius Collatinus primus

consul 334.
Tarquinius XXV anno regni
actus in exilium 334.

Tarsenses Cilices 21. Tarsi deditio facta Nicephoro

Tarsi deditio facta Nicephoro Phocae B 201.

Tarsus B 28, ubi Ταρσόν ex codd. scribe pro Θαρσόν.
Tarsus a Perseo condita 21.
Tatia Numae uxor 321.

Tatianus et Iulius Martiani hospites B 46.

Tatianus Adriani procurator 588.

Tatius Sabinorum dux 317 321, Tatius regni Romani particeps caeditur 319. Tatus Pazinaca B 160.

Taulantii Dalmatae 462.

Taurus Maurus B 204.

Taurus locus B 295. Taurus Statilius 525.

Taurus a cos. immolatus 531. Taxiles Alexandro deditionem

facit 192. Telerichi Bulgari, proditorum

indagatio B 112. Telesphorus Romanus episcopus 592. eius martyrium 594.

Teletzes Bulgarorum principes B 109.

Temperantia cibi potusque docenda pueros 148.

Tempestas ob postulatum ab Israelitis regem 60.

Tempestate terrentur Palaestini sacrificante Samuele 59.

Tempestate diremta pugna Hannibalis ad Romam 426. Templa ingredi a religione

alienos nefas habitum B 18. Templi duratio annorum XI 21 301.

Templi materia relicta a Davide 82.

Templi aedificatio aliter in bibliis, aliter ab Iosepho descripta 84.

Templi instauratio sub Ioa 104. sub Iosia 112.

Templi porta sponte aperta 162.

Templi'sacra vasa ab Iesu sacerdote Tito tradita 164. Templi per triennium profa-

natio 206.
Templi 2000 talenta et 8000

Templi 2000 talenta et 8000 talenta auri 226.

Templi conflagratio codem et mense et die repetita 301.

Templi fundamenta effossa 307.

Templi Salomonii duratio annorum 470 115.

In templo caedes et pecudum et hominum 224.

Templum condere Davidi non conceditur 80.

Templum ab Ioachazo spoliatum et clausum 108.

Templum posterius Salomonio ignobilius 175.

Templum castelli instar exstructum 7 annis absolutum 175.

Templum tertio mense expugnatum 224.

Templum Iovis pro templo Hierosolymitano 590.

Tenebrae 35.

Tentoria deiici cladis signum 51.

Tephrica B 168.

Terbelis Bulgarus Iustinianum reducit in regnum B 96. Terebinthus insula B 193, Terentii Varronis temeritas

Terentius Maximus 578.
Tergeminorum matres gemellae 324.

Tergeminorum pugna ib.
Teron ob libertatem orationis occisus 253.

E terra tolli interitus nota 126.

Terrae motus Byzantinus et Antiochenus B 58.

Terrae motus sub Alexio Comnene B 293. sub Argyropylo ib. sub Constante B 88. sub Const. Duca B 274. sub Copronymo B 108. sub Leone Iconomacho B 106. sub Michaele Theophili B 162. sub Nicephoro B 206.

Terrae motus Iudaeae sub Herode 238,

Terrae motus cum Nero adoptaretur 565.

Terrae motus sub Antonino Pio 594. sub Traiano 587. Terroribus subitis non temere cedendum 240.

Tersanctus hymnus B 20.

Tertullianus de Tiberii voluntate erga Christum 552. Testa ferro mista 119.

Testamenta ad lites cavendasinventa 168.

Testudinis militaris descriptio 520.

Thamar stupratur ab Ammone 75.

Tharba 22.

Tharbe Aethiopissa Mosi nubit 83.

Theagenes Timocleae frater 185.

In theatris princeps consessus emeritis Macedonibus datus 196.

Thebae excisae ab Alexandro 185.

Thecel 123.

Theglapharasar Assyriorum rex Israelitas abducit 108.

Theoctista, quae et Florina B 144.

Theoctistus Bardae fraude occiditur B 157.

Theodectis caecitas ob Iudaeorum arcana 201.

Theocritianus B 58.

Theodericus Africae dux assentatorem interficit B 55.

Theodora et Fausta sorores Maximiani filiae, altera patri Constantino, altera filio-Constantino nupta B 2.

Theodora Chazaria Iustiniani uxor B 96.

Theodora persecutionem imaginum compescit B 158.

Theodora callido commento iracundiam Theophili eludit B 145. Theodora Bulgaros a rumpendis induciis deterret B 155.

Theodora cum filiabus Monasterio includitur B 158.

Theodora regina relegatur B 230.

Theodora imperatrix salutatur B 245.

Theodora Theophilo nubit B

Theodora Palatic cedit B 158. Theodora imperium invito Monomacho occupat B 261.

Theodora Maximiani Herculii filia 641. Constantii Chlori uxor 644.

Theodorae de Basilio praesagium B 164.

Theodorae uxoris Iustiniani avaritia B 187.

Theodorae auctoritas et felicitas, ac irrita longaevitatis spes B 262.

Theodorae obitus B 69.

Theodoreti XII capita B 42.
Theodorocani audacia Rossica classis profligatur B 255 289.

Theodorocanus captus a Bryennio B 161.

Theodori et Theophanis ad Methodium versiculi B 150. Theodorus Studiensis B 126. Theodorus Confessor B 147. Theodorus Cupharas Bulga-

ros instituit B 155.
Theodorus monachus Zimiscae imperium praedicit B 209.

Theodorus martyr Romanis auxiliatur B 218.

Theodorus Spado a Comneno victus B 266.

Theodorus Haliartes B 285.
Theodorus Craterus Agarenum ambidextrum sternit
B 148.

Theodosii lex de 30 diebus capitalis sententiae B 22. Theodosii crudelitas in Thessalonicenses ib.

Theodosii junioris obitus at-

que elogia B 45.

Theodosii statua cadit B 306.
Theodosius Scythis caesis imperator Orientis appellatur
B 34 35.

Theodosius filios suos ad modestiam assuefaciendos curat B 36.

Theodosius diviso filiis imperio Mediolani obit B 37.

Theodosius Parvus seu innior B 40.

Theodosius Mauricii filius B 74.

Theodosius Atramyttenus per seditionem fit imperator B 99,

Theodosius Atramyttenus tondetur in clericum B. 160. Theodosiopolis B. 108.

Theodoti Melisseni commentem et Cassiterae cognomentum, patriarchatus et notitia cum Leone B 130 et 181.

Theodotus orator Pompeii caedis suasor male perit 487.

Theonas Alexandrinus episcopus 639.

Theophanes Confessor B 146.
Theophanes magister B 107.
Theophanis Confessoris et Nicephori patriarchae absentium mutaus conspectus B 181.

Theophano a marito abducta Stauracio nubit B 123.

Theophano Romano iuniori nubit B 195.

Theophano marito insidias comparat B 207.

Theophano a Zimisce pellitur B 209.

Theophano ab exilio revocatur B 216.

Theophili quinque expeditiones Persicae B 148.

Theophili iustitia et severitas B 148.

Theophili filiolae B 144.
Theophili regia in Bryante
B 146.

Theophili hospitium ib.
Theophili crudelitas in ado-

ratores imaginum ib.

Theophili castitas et simulaerorum odium ib.

Theophili obitus B 158.
Theophili patriarchae vita et

obitus B 195.
Theophilitzes Basilium in Michaelis Theophili familiaritetam incipuet B 164 179

ritatem insinuat B 164 172. Theophilo salus precibus impetratur B 153.

Theophilus Michaelis filius B 138.

Theophilus ex dolore Agarenicae cladis obit B 152.

Theophilus Leonis percussores ulciscitur B 141.

Theophilus divitias suas ostentat Arabibus B 145.

ostentat Arabibus B 145. Theophilus uxoris negotiatio-

nem igni ulciscitur B 148. Theophilus opera Methodii

utitur B 151.
Theophilus pontifex 272.

Theophilus Antiochenus episcopus 598.

Theophobi caedes B 153.
Theophobus Persa Theophili
affinis B 147 148.

Theophobus a Persis imperator salutatur B 151.
Theophylactus Rangabis filius

Theophylactus Rangabis filius B 126.

Theophylactus Romani filius fit patriarcha B 190.

Theopompi insania ob Hebraeorum historias 20.

orum historias 20. Thermodon fluvius 617.

Thermuthis Mosen adoptat 33. Thermuthis Pharaonis filia 32.

Thersa urbs 89.

Thesauri sub flumine 586.
Thesaurus Theodorae 109

centenarii auri, 3000 argenti B 158.

Thessalonicensium 15000 caeduntur a Theodosio B 35.

Thessalonica a Scythis obsessa 629.

Theudas impostor sub Claudio 568.

Theudas Pseudopropheta 286. Theudatus Gothus Romam te-

net B 67.
Thirae Thraces 21.
Thobel faber aerarius 18.

Thobeli Iberes 21.
Thorgamaei Phryges ib.
Tholotum Anastasii B 57.

Thomae seditiosi natales B 187.

Thomae tyranni successus B

Thomae seditiosi crudelis interitus B 139.

Thomaitici triclinii conflagratio B 118.

Thomas Byzantium frustra oppugnat B 138.

Thomas terra marique a Michaele vincitur ib.

Thomes seditio contra Michaelem Balbum B 186.

Thracesius scriptor B 271. Thrasybuli Milesii consilium firmandae tyrannidis 381.

Thrasyllus Tiberii mathematicus 540.

Thyrsus Augusti libertus 528.

Tiberias ab Herode Tetrarcha condita 267.

Tiberinus fluvio nomen indit 313.

Tiberis fluvius, olim Albulus ibid.

In Tiberim se proiicit bos 408.
Tiberis pontes deliciunt Romani 413.

Tiberis deundatio 537. exundatio sub Tiberio 551.

Tiberii clementia in Persas captivos B 73.

Tiberii aedificia ib.

Tiberii lentae maxillae 273. Tiberius gemellus Tiberii ne-

pos 275.

Tiberii collegae violenter perierunt 549.

Tiberii crudelitas ib.

Tiberii mortem antegressa prodigia 551.

Tiberii affectus erga Iesum Christum 552.

Tiberio senatus commendatur 548.

Tiberianus exercitus B 73. Tiberina glacies 380.

Tiberius excubitorum comes B 72.

Tiberius Rhinotmeti filius B 96. Tiberius Calvinus a Samnitibus sub iugum missus 864.

Tiberius socius gubernationis et gener Augusti 584.

Tiberius Agrippae gener et in matrimonio successor 537. Tiberius imperator designatus ab Augusto 588.

Tiberius ab Augusto adoptatus et contra Gallos missus

Tiberius Rhodum secedit 589. Tiberius astrologus 540.

Tiberius varia bella gerit 541. Tiberius annos 77 natus interiit 552. Tiberius Tiberii nepos 551. a Caio loco mutatus et veneno sublatus 558.

Tiberius Geneses Romanorum indagavit 557.

Tiberius, Claudius, Nero, Drusus, Germanicus Caesar pro Domitio 560 565.

Tibiae finis rerum nota 119. Tichomerus Bulgarus Doliani dolo occiditur B 240.

Tigranes Armenius 290.

Tigraues rex 477.

Tigranis regna amissa et deditio ib.

Tigranis Syriaca expeditio 222. Tigres primum Romae visae 536.

Tigris 16. Tigurini 481.

Timaeus Antiochenus episcopus 689.

Timoclea Thebana stupratorem ulciscitur 185.

Tiridates Armenia pulsus 628. Titi deliberatio de templo 300. Titi erga Antiochenos Iudaeos clementia 308.

Titi Caesaris imperium 578. Titi ludi 579. poenitentia ib. Tito imperii brevitas profuit

578.
Titus Vespasiani filius 291.
A militibus imperator salutatus 303. Hierosolyma obsidet 298. Miseratur Iudaeos 297. victoriam deo fert acceptam 305.

Titus in Iudaea relictus a patre 577.

M. Titus 525.

M. Titius S. Pompeium comprehendit atque occidit 519.

Tobias obit annos natus 127 142.

Tobiae gratus animus 145.

Tobise profectio in Mediam 144. periculum a pisce ib. Tobiti genus et pietas 142. Tobiti ob sepultos mortuos exilium et restitutio ib. Tobiti excaeçatio et paupertas 7 148. Tobitus annos vivit 158 146. Tobitus visum recipit 145. Tobitus moriturus filium instruit 146. Torcular pro area 51. Tornicius Byzantium oppugnat B 252. Tornicius caecatur B 24. Tornicius Leo tyrannidem affectat B 251. Tornicius tondetur et fit clericus B 252. Torquis aurei honos 123. Tothomphanichus 129. Trabs aurea 226. Trachonitis 22. Traianiana persecutio 588. Traiani cruenta de Dacis victoria 585. Traiani obitus 588. Traianopolis Selinus 587. Traianus imperium suscipit 584. Traianus vita, non litteris philosophatus ib. Transfugae Cannenses cum pugionibus 419. Transitu potentiorem prohibere periculosum 113. Trapezus B 67. Trasamundus B 65. Trebonius Bruti et Cassii adiutor 503. Trebonius Dolabella dolo occisus 504. Triadisa B 220. Triballi 8 581. Tribunatus decemviratu abrogatus 347. Tribunatus restitutio 348.

Caesaris revellant ib. Tribuni nunquam triumpharunt 349 350. Tribuni militares consulari potestate desinunt 360. Tribunorum plebis creatio 840. Tribunorum multitudo tribunatum evertit 342. Tribunorum potentia ib. Tribunorum apapicia 349. Tributarii spem libertatis avide amplectuntur 17. Tributi negatio causa excidii 114 Tributi simul et militiae onus 164. Tributis saginantur reges. subditi extenuantur 128. Tributo a populo exacto redemta pax 108. Tributorum laxatio regni firmandi auspicium 571. Tributum instaurandae religionis ergo, molestum 104. Triduana castitas in sacris 37. Tridui deliberatio 86. Triens opum restituendus 508. Triphyllius B 60. Tripolis Syrine 462. Tripolitana classis devicta B 189. Triumphator respicere iussus 354. Triumphi colebritas qualis fuerit 358. Triumphus spe consulatus a Caesare contemitus 481. Triumphus unde dicatur 643. Triumviratus Antonii, Lepidi, Augusti 500. Triumviri militum ministri et praebitores 502. Triumviri Romanum imperium dividunt 510.

Tribuni Bruti appellati 268. Tribuni diademata statuarum Triumvirorum non hostes modo, sed amici etiam perennt 501.

Triumvirorum altera partitio imperii 511.

Troisnorum exulum antiqua nobilitas 813.

Troica aurigatio 113.

Tryphon patriarcha fraude Caesariensis throno pellitur B 191.

Tryphon Antiocho Alexandri filio regnum restituit 158. Tryphon ob sordes a militi-

bus deseritur 215.

Tryphon Ionatham per insidias occidit ib.

Tryphon tonsor delation is suae dat poenas 253.

Tubarum augurium B 57. Tullia sibi ipsi manum affert

383.
Tulii Hostilii intonitus 204

Tulli Hostilii interitus 324. Tullus Hostilius III rex Romanorum 328.

Tullus bellator optimus fit superstitiosus 824.

Tuphum B 227.

Turbatae res audacia et animi constantia restituuntur 185.

Turbo praefectus praetorio 591,

Turci cruciferi B 75.

Turci, ad Istrum Hungari B 177.

Turci a Mediae principe profligati B 257.

Turci negatis tributis Orientem occupant ib.

Turci ad Caesaream profiigati a Diogene B 280.

Turci ab Armeniis spoliati ib. Turci Orientem subigunt B 287.

Turci contra Ruselium implorati B 287 288.

ZONARAS VI.

Turci insulis expulsi B 298. Turcica pax cum Alexio B 307. Turcorum origo et vastatio Orientis B 255.

Turcus quidam ad Diogenem deficit B 282.

Turnus 313.

Turres ligneae 50 cubitorum 294.

Tyndarium Siciliae promontorium 390.

Tyrach Pazinaca B 257.

Tyranni deo et populo caros metuunt 65.

Tyranni aliud agunt, aliud simulant 103.

Tyranni conatus et minas mures infringunt 111.

Tyranni sunt causae publicarum calamitatum 112.

Tyranni etiam ea flagitant quae fieri non possunt 118. Tyranni monitores ferre non

possunt 139.
Tyranni cupiditatibus adver-

sari capitale est 231.

Tyranni quandoque mulierum insidiis pereunt 141.

Tyranni odium vix morte aboletur 220.

Tyranni et civibus et amicis invisi 316.

Tyranni posteros eorum timent quibus nocuerunt ib.

Tyrannicae carnificinae ministrum fuisse poenitet 172.

Tyrannidis firmandae rationes 330.

Tyrannorum imperium declinare prodest 101.

Tyrannorum consilia contra fatum nihil possunt 104.

Tyrannum metus liberalem facit 123.

Tyrannus Antiochenus episcopus 639. Tyropaeum castellum B 211 285.

285. Tyrii ab Augusto domiti 536.

Tyrus capta 188. Tyrrheni Tarquinium in regnum reducere conantůr

336.
Tzachas Turcus 633.
Tzathus Lazorum dux B 60.
Tzurulum castellum B 76

## V.

Vacca equum gignit 423, Valentinianus haeresiarcha 594.

Valens B 30.

Valentiniani III flagitiosa vita et caedes B 49.

Valentinianus iunior Arianus B 35.

Valentinianus iunior laqueo vitam finit ib.

Valentinianus maior B 29. Valentiniani digamia et liberi ib. B 69.

Valentis mathematici praesagium de Constantinopoli B 7. Valentis somnium de Mimante B 32.

Valentis interitus ib.

Valentis de ira dictum B 33. Valeria Corsicae metropolis 388.

Valeriae insulae 436.

Valeria Diocletiani filia 640. Valerianus Decii collega 626. Valerii Levini animosae ad Pyrrhum literae 371.

Valerii Asiatici votum 560. Christianos persequitur629. Valerianus imperator ib. ex imperatore fit Saporis scabellum 630.

Valerius et Genesius Eudociae imperatricis fratres B 41.

M. Valerius consul 337.

M. Valerius Corvinus 361. dictator 339.

L. Valerius decemviris opponitur 348.

L. Valerius a Tarentinis submersus 368.

Valerius Laevinus cos. a Pyrrhi elephantis victus 372.

Valerius consul in Siciliam abit 385.

Q. Valerius Flaccus Poenos classe vincit 398.

P. Valerius Gallos vincit 400.
M. Valerius Lavinius contra
Philippum mittitur 424. consul 426.

P. Valerius consul Philippum oppugnat 446.

L. Valerius tribunus pro muliebribus ornamentis 447.

Valerius Gratus 467. Vallum transire capitale 316. Vallium dii 92.

Vandalorum regnum in Africa B 65.

Vararanes Persa 542, Vardanes Parthus 285. Varronianus comes B 28.

Q. Varus Syriae praetor 257. Iudaeorum seditionem comprimit 262.

Varus Corsos oppugnat 400. Vasa templi Salomonii Babyloniis diis dedicata 116.

Vaste Artaxerxis uxor ob contumaciam repudiatur 178. Vates organa divinae vocis 43.

Vates malorum odiosi 94. Vates viro nupta 113.

Vates deceptus mori cupit 21. Varum dissensio fidem omni-

bus abrogat 114. Ubal porta Susorum 130.

Ubi sunt eleemosynae et iustitae tuae? 143.

Vectigalium venditio 201.

Vectigalium 18500 myriades Pompeio auctore 480. Veiens bellum 319 328 351. Vela in pugna resecta 417. Velitrae patria Augusti 494. Velleris iniectio prophetam facit Elisaeum 93. Vellus Gedeonis 51. Vellus mortificationis B 243. Venatio opportuna insidiis 100. Venatio publica bellicae exercitationi cognata 147 149. Venatio, locus B 260. Veneficio sana et mens corrumpitur 127. Venenum in cadavere apparet 197. Veneris aedes 493. Veneta factio B 75. Venetia, olim Aquileia, Zonara auctore 622. Venia et oblivio iniuriae coniungenda 77. Veni, vidi, vici 489. Venter et femora 119. Venter corporis aerarium 140. Ventidius Bassus Parthis victis ab Antigono pecuniam accipit 231. P. Ventidius Bassus Parthos vincit 513 519. Venti perniciosi frugibus B Ventus magicus Compeni B Ventus sub Constante 409. Ventus sub Alexio B 306; Ventus Cannensis 418. Verba in altum loqui 128. Veredarii a Cyro instituti 168. Verina B 50. Verinae exilium B 52. Veritas apud tyrannos inter-

itum parit 105. Veritatis excellentia 173. Verminas Syphacis f. patrio regno donatur 440. Vermis impiorum 268. Verum, etsi molestum, tamen audiendum 123. Vespasiani privata et publica acta 577. Vespasiani triumphus, avaritia, obitus ib. et 578. Vespasiano bellum Iudaicum mandatur 291. Vespasianus imperator salutatur 293. Vespasianus luto maculatus Vespasianus contra Iudaeos a Nerone missus 570. Vespasianus in Iudaea imperator dictus 575 576. Vespasianus imperator pecuniam colligit 577. Vespera res molestas notat 132. Vestales perpetuo virgines Vestis praecisae ignominiae Vestis muliebris ignominiae nota B 75. Vestis in 12 partes scissa 86. Vestis explicatio et complicatio tessera 317. Vestis peregrina vitio data 524. Vestis calcata successionis nota B 129. Vestium laceratio in luctu 75. Vesuvii incendium sub Tito Vesuvii montis incendium 578. Vesuvii cinis latissime vaga-· tus 579. Veturia Coriolani mater 343. L. Veturius 405. Vexilla cam imaginibus Hie-

rosolyma prolata 267.

Vexillum satellitum fulmine ictum 568.

Vicinorum invidia et calumniae caveudae 135.

Victima divinitus incensa 54. Victimae igni sponte orto crematae 40.

Victimae incruentae 323.

Victimem Gedeonis ignis divinus cremat 51.

Victis non temere instandum 151.

Victo iniuriae convicto mulcta dicenda 150.

Victor Romanus episcopus 601. Victoria firmatur principis auctoritas 60.

Victoria dei munus 62.

Victoria allata nunc his nunc illis favet 201.

Victoriae negata societas belli causa 52.

Victoriae ignavi etiam socii esse volunt 61 62.

Victoriae non fuisse participem pudet 156.

Victoriae lapsus 506.

Victoriam furari 189.

Victorinns Commodo superstes 598.

Victorinus insidiatorem Probi occidit 638.

Victorum discordia victis recuperandae libertatis occasionem praebet 127.

sionem praebet 127. Victus tenuis lauticiis praefertur 118.

Videre, ambiguae significatiouis verbum 114.

Vindicius servus coniurationis index 334.

Vini vis 173.

Vini bonitas Gallorum in Italiam illecebrae 355.

Vinicius ob recusatum adulterium sublatus a Messalina 564. Virga portecta vitae condonatae signum 179.

Virgines raptae, non mulieres 317.

Virginiae stuprum 347. L. Virginius ib.

Evirginum coetu delecta coniux 178,

Virgo a Magnentio immolata B 17.

Viri ab anno 27 usque ad 52 147.

Viri praestantissima possessio civitatum 361.

In viro uno forti victoriae momentum 80.

Virtus peregrini insidiosa 34. Virtus excellens regno digna creditur 68.

Virtutes principum et privatorum distinc tae B 46. Virtutes 574.

Virtutis cultus deo et angelis acceptum facit 133.

Viscera in coelum elata 494. Visus Tobito post 8 annos restitutus 146.

Vita vilis est miseris 101.

Vita ex legis mandatis instituta 142.

Vitae humanae spatium anni 120. 18.

Vitae propagationem oratur deus 111.

Vitaliani Thracis seditio B 56. Vitaliani potentia et caedes B 59.

Vitellianae coense 2150 centenis millibus drachmarum constiterunt 574.

Vitellii imperium ib. interitus 576.

Vitellii liberalitas erga Iudaeos 269.

L. Vitellii prudens elusio tyrannici mendacii 558. Vitellius 293.

Vitis aurea 500 talentum 223. Vituli duo aurei 87. Vivat rex. selennis acclamatio 59. Vivendum dum prosis aliis 548. M. Ulpius Nerva Traianus. V. Traianus. Ulpius Marcellus Britanniam domat 598. Ulsinii Tyrrheni a servis oppressi, a Romanis restituti 381 382. Umbertopolus B 300. Unctio illegitima vi caret, ac divinae gratiae expers est 136, Ungri, fortassis Hungari B Vologesus Parthus Izaten frustra oppugnat 208. Vologesus Parthus contra Romanos grassatur 595. Volsci ducem creant Coriolanum 343. Volscorum impressio 389. Volumnia Coriolani uxor 343. Volusianus 628. Voluntaria tributa liberaliora Vox ex adyto Hyrcano filiorum victoriam nunciat 217. Voz in templo audita, Migremus hine 802. Vox victoriae nuntia 385. Vox, Galli veniunt 355. Vox fortuita longa oratione efficacior 358. Uranus B 263. Urbanus Romanus episcopus Urbe exacta turba inutilis 216. Urbes expiatae nihilominus capiuntur ab hostibus 110. Urbes occupatae ne hostium

receptacula essent 215.

480.

Urbes 900 captae a Pompeio

Urbicius B 54. Urbium direptio militare praemium 75. Urbs eadem saepius excisa et instaurata 188. Urias continentiam suam morte luit 74. Ursa Persarum monarchiam notat 126. Ursicinus Sylvani interfector Ursi oh derisum Elisaeum 42 pueros devorant 97. Ursus occisus a Davide 64. Usura 2600 drachmarum de 20090. 272. Vulpes 300 Palaestinorum segetem incendunt 51. Ution 441. Uzi gens Scythica transeunt Istrum B 274. Uzi peste et armis Pazinacarum profligati ib. Uzorum defectio B 283. Xanthi excidium 504. Xanthicus Aprilis 35. Xanthippus Lacedaemonius

Xanthicus Aprilis 35.

Xanthippus Lacedaemonius Carthaginenses recreat 390.

Xerxes Europam frustra tentat 126.

Xerxes et Proceres regii in templum liberales 175. ib.

Xerxes IIII rex Persarum

Xerxis ad satrapas Esdrae commendatio ib.

Xilinitae interitus B 102.

Xiphiae defectio B 227.

Xiphilinus Ioannes patriarcha B 275.

Xystus Romanus episcopus 592 629.

Z. Zabdas Hierosolymitanus episcopus 639. Zacharias propheta Îodais filius ab Ioa interficitur 108. Zacharias templi instauratio-

nem suadet 175. Zarvvbioi Saguntini 406.

Zanverioi Saguntini 406. Zagora B 157.

Zamandes urbs B 217.

Zambres Iudaeus bovem verbo necat B 5.

Zambres V rex Israelitarum 89. Samariam condit 90. a Phineo occiditur 43. se cum regia cremat 89.

Zautzes Stylianus socer Leonis philosophi B 176.

Zebinus Antiochenus episcopus 623.

Zenobia Aegypto potita et victa ab Aureliano 637.

Zenobiae, eiusque filiae interitus ib.

Zelotae 293.

Zelotypa uxor grave onus 185. Zelpha 25.

Zeno Cotyla Philadelphiae tyrannus 216.

Zenonis elogia B 51.

Zenonis in regnum restitutio B 52.

Zenonis miserabilis interitus B 53.

Zeuxippum balneae Severi B 62.

Zeuxis Antiochi dux 454. Zimiscae ct Theodorae nu-

Zimiscae et Theodorae nuptiae B 211.

Zimiscae Rossica victoria ib. triumphus Rossicus B 214 Zimiscae Orientalis victoria B 215. Zimisces in Cilicia vincit Agarenos B 200.

Zimisces non prius coronatus quam patriarchae satisfecisset B 208.

Zimisces Nicephorum interficit ib.

Zimisces Bulgaris captivis parcit B 211.

Zimisces ob offensum euuuchum Basilium veneno tollitur B 216.

Zoë Zanthis filia Leoni nubit B 177.

Zoë sororem Theodoram tondet pro monacha B 272.

Zoë Michaelem Cappadocem deperit B 234.

Zoë Orphanotrophi blanditiis circumvenitur B 239 243.

Zoë alterius maritum ambit B 247.

Zoë Carbonopsina quarta Leonis philosophi uxor B 178. Zoë Michaelem imperatorem facit 235.

Zoës obitus B 260.

Zonarae prolixa enumeratio partium historiae 6.

Zonaras cur historiam scripserit 2.

Zonaras videtur ab Alexie laesus B 46.

Zonaras ea quae post Carthaginis excidium acciderunt, omisit 471.

Zorobabel satelles Darii 173. Zorobabel Iudaeae instaura-

tor 175. Ζύγιοι ἔπποι 854.

• , • • : · 



•

• . .



